# ED SID LUS

وفيات

7971 - 0731a 7791 - 71.7a

بِحَرِّمَ الْمُعَانَ الْوَسَّنَ سِيَّا هِذَهُ وَلَا فُلِوَ الرَّبِيرِ الْمُعَانَ الْمُوسِيِّةِ الْمُعَانَ الْمُوسِيِّةِ الْمُعَانَ الْمُوسِيِّ

المجَلدُ الخَامِث عَبْد الحَليْم - عَبْد اللَّه



بحير في الطبعة الرابعة الطبعة الرابعة (مُوسَعة ) (مُوسَعة )



الجمهورية اليمنية / عدن هاتف (۰۰۹٦٧/۲/۳۹۷۷۷۱) فاكس (۰۰۹٦۷/۲/۳۹۷۷۷٦) E-mail: drwfaq@gmail.com

#### عبدالحليم بن أحمد زنكي (١٣٢٨ - ١٤١١ه = ١٩١٠ - ١٩٩٠م) عالم مشارك.

ولادته في بلدة لتار شرق الأناضول. يتصل نسبه بنور الدين زنكي. وكان والده يناديه «عبدالعليم» فغلب عليه. وأخذ منه علوم الشريعة، ثم لزم الشيخ محمود كرقوية ثلاثين سنة، ثم لزم حلقات الشيخ أحمد الخزنوي، ثم كان في دمشق، فعلم في معهد الفرقان وجوامع دمشق طوال حياته، وشارك في تأسيس معهد إسعاف العلوم الشرعية، وأقرأ فيه وفي غيره التوحيد والتفسير وسائر العلوم تقريبًا(۱).

### عبدالحليم بدر منتصر (١٣٢٦ - ١٤١٢ه = ١٩٠٨ - ١٩٩٢م)

عالم لغوي، باحث علمي. من مصر. اعتُبر رائدًا لعلم البيئة النباتية في العالم العربي، وبرز بدعوته إلى تعريب هذا العلم في الجامعات المصرية والعربية، وقد جمع بين الدراسة العلمية الحديثة ودراسة التراث العلمي الإسلامي والتعريف به وبعلمائه، ولعطائه المتميز مُنح جائزة الدولة التقديرية في العلوم. وكان نقيبًا للعلميين، وعميدًا لكلية العلوم بجامعة عين شمس، كما أسَّس جامعة الكويت (لعله شارك في تأسيسها)، واختير عضوًا في مجمع اللغة العربية، والأكاديمية المصرية للعلوم، والمحمع العلمي المصري، وجمعية البيئة النباتية البريطانية، وجمعية البيئة النباتية الأمريكية، والجمعية الدولية لعلم البيئة الصحراوية بالهند، إلى جانب رئاسته تحرير مجلة «رسالة العلم» المصرية. وقد رأيته في إحدى المكتبات بالرياض في أوائل هذا القرن الهجري، وكان يتحدث عن المعجم الوسيط الذي أصدره محمع اللغة العربية بالقاهرة، وأنه كان يحتوي على أخطاء علمية عديدة، وكيف أنه قام

بمراجعته مع آخرين وصدر في طبعة جديدة مصححة. وكان شيخًا مسنًا.

من كتبه: العلم في حياة الإنسان، الحياة على مرّ العصور/ تشارلس. ر. نايت (ترجمة)، الوراثة والجنس، حرب الخامات، تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه، تطور الجنس البشري/ ثيودوسيوس دوبزانسكي (ترجمة)، فحر الحياة/ جوزيف هارولد رتس (ترجمة مع محمد مصطفى حسن وعبدالقادر فطين)، الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار، عجائب المخلوقات للقزويني (عرض أو تحقيق؟)(١).

مادان المادان المادان

عبدالحليم الجندي = عبدالحليم محمود الجندي

عبدالحليم حافظ = عبدالحليم على حافظ

#### عبدالحليم حفني بكري (۲۰۰۰ - ۱٤۳۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۰م) بلاغی أدیب.

من مصر. حاز درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام ١٣٨٧هـ، ثم كان أستادًا في الكلية نفسها، وعميدًا لكلية الدراسات الإسلامية بأسيوط، ويبدو أنه كان أستادًا في كلية التربية بجدَّة، فقد أشرف هناك على رسائل عديدة للطالبات،

(٢) البحث عن المعقول في الثقافة العربية ص٣٦٣، أعلام مصر في القرن العشرين ص٢٩١، الفيصل ١٨٧٤ (محرم ١٤١٣هـ) ص١٣٩، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ص١٨٩، التراث الجمعي ص١٨٥، دليل الإعلام والأعلام في العالم العربي ص٥٦٧.

ونعي في ١٢ ذي الحجة، ١٨ نوفمبر. له من الكتب: شعر الصعاليك: منهجه وخصائصه (أصله رسالة ماجستير)، أسلوب السخرية في القرآن الكريم (رسالة كتوراه، وقد طبعت بعنوان: التصوير الساخر في القرآن الكريم)، أسلوب القرآن في كشف النفاق، الشنفرى الصعلوك: في كشف النفاق، الشنفرى الصعلوك: شرح ودراسة لامية العرب للشنفرى)، القدوة العظمى محمد صلى الله عليه وسلم، الشعراء المخضرمون. وهناك مؤلفات أخرى باسم (عبدالحليم حفني) لم أوردها خشية اللتباس؟



**عبدالحليم خفاجي** (۱۳۵۰ - ۱۲۳۶ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۱۳م) عالم داعية مفكر.



ولد في قرية مرصفا بمحافظة القليوبية في مصر، نال إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة، وانتمى إلى جماعة الإحوان المسلمين نحو عام ١٣٧٠هـ، وفي المحنة التي جرت لهم ساعد الأسر المحتاجة، وصار بيته مأوى للهاربين منهم، حتى قُبض عليه سنة ١٣٧٥هـ بتهمة أنه عضو في جهاز التمويل لأسر الإحوان المعتقلين، وأنه يوزع منشورات تناهض النظام، فسُجن عشر منشورات تناهض النظام، فسُجن عشر

سنوات، تنقل خلالها بين معظم السجون والمعتقلات، وبعد خروجه بنحو عام أعيد اعتقال كلِّ من سبق سجنه، فبقى أكثر من خمس سنوات أخرى في السجن. وبعد خروجه عمل مفتشأ للتحقيقات بمديرية بنها التعليمية، ثم انتقل إلى ديوان الوزارة، وقضى سبع سنوات باحثاً قانونياً في وزارة العدل الكويتية، ومنها استقرَّ بميونخ في ألمانيا، وعمل في مركزها الإسلامي حتى أصبح رئيساً له، وأسَّس هناك مدرسة تدرِّس المنهجين العربي والألماني، كما أسس معهداً لتعليم اللغة العربية للألمان عام ١٤٠٢هـ، وأنشأ مؤسسة بافاريا للإعلام والنشر عام ١٤٠٣هـ، وطاف بلدان العالم داعية، وقد كانت له جولات ثقافية وعلمية في السجون، فحاور الشيوعيين خاصة، وأصدر كتاباً في ذلك اشتهر على مستوى العالم الإسلامي، وقد قرأته وأنا شاب يافع فتأثرت به، وعجبت لصبره واهتمامه وثقافته الواسعة وحججه القوية ونفسه الطويل في البحث والتحرى. واختار الدعوة في ألمانيا لأسباب، وركز في دار نشره على إعداد تفسير للقرآن الكريم باللغة الألمانية، واهتمَّ فيه معدُّوه بتصحيح الصورة المشوَّهة للإسلام، وتحتُّب الأخطاء الواقعة في الترجمات الأخرى، وتحنُّب حرفية الترجمة أيضاً، وعمل فيه عشرة باحثين، خمسة من العرب، ومثلهم من الألمان، بعد توفير كافة المصادر والمراجع لهم، وسماه المؤلف «الفتوحات العشر» ربما ليترجم لعشر لغات، وقد صدر منه بالألمانية والبوسنية والروسية والإسبانية والإيطالية والبولندية، واستمرَّ العمل فيه (١٣) سنة، وحاز تزكيات من مراكز علمية، كالأزهر، ورابطة العالم الإسلامي، واعتبرته جامعة آل البيت في الأردن أحسن مصدر لفهم القرآن الكريم لغير العرب. وقال في حوار معه: «بعد جهد شاق خرجت الترجمة

التفسيرية إلى النور في ثلاثة آلاف صفحة، ونالت القبول من الناطقين بالألمانية، فلم يقرأها أحد من غير المسلمين إلا دخل الإسلام». وتوفي يوم السبت ٢٤ شوال، ٣١ آب (أغسطس).

كتبه: حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون، عندما غابت الشمس، قصاص لا إعدام، كواكب حول الرسول صلى الله عليه وسلم وقضية التعدد، ملك السجن: قصة واقعية من داخل الزنزانة، دور أوربا في مستقبل العمل الإسلامي، مختصر كتاب روض الرياحين في حكايات الصالحين، أختى المؤمنة، آيات ربانية والردُّ على آيات سلمان رشدي الشيطانية، وأشرف على ترجمة معانى القرآن الكريم باللغة الألمانية(١).

#### عبدالحليم خلدون الكناني $(7771 - \cdot 1316 = 3111 - PAP15)$ داعية وكاتب إسلامي أديب.

اسمه مركب، وقد يقال له «خلدون»

وحده، ووالده «محمد زکی».

من دمشق. درس الأدب العربي في السوربون ولندن، وحصل من الأخيرة على الدكتوراه عن بحثه «تطور الغزل في الأدب العربي»، ثم عاد إلى دمشق فدرَّس في الجامعة السورية، وشغل عددًا من الوظائف في وزارة المعارف. ثم استقرَّ

به المقام في فرنسا زُهاء ٢٥ سنة إلى وفاته، فكان مسؤولًا عن البعثات الخارجية في اليونسكو، وعيِّن مديرًا لمكتب رابطة العالم الإسلاميّ في باريس عند افتتاحه، وشارك في تأسيس أول جامع في العاصمة الفرنسية، واختير أمينًا عامًا مساعدًا للمجلس القارّي للمساجد في أوربا، وعُقد له درس دينيّ في التلفاز الفرنسي باللغة الفرنسية استمرَّ سنوات طويلة، إلى جهود وأعمال حميدة في خدمة الإسلام والمسلمين بفرنسا. وأتقن عدة لغات، وكان حافظًا للمعلقات الشعرية، وحضر العديد من المؤتمرات والندوات الإسلامية، وله بحوث مهمة في المحلات العربية. ومات في آخر أيام شهر ربيع الأول.

ومن كتبه: الحجاج بن يوسف، نصوص الأدب (مع شكري فيصل)، الزاد في الأدب العربي (مع أنور العطار وشكري فيصل)، حسان بن ثابت، اليرموك (مسرحية)، تخريج المعلمين حسب التربية الإسلامية (بحث طويل في٥٩ص)، وأسهم في وضع

LIGUE ISLAMIQUE MONDIALE

SCHEAU DE PARES

22. nue françois Gerrero 15015 PARES

2773 95.48

Fairgrannie RABITAP PARES

Instal 2006AF ETAN 5 nt. 70.30

Association atrangere autorises par 56 to Microstre de Cinteriori

to: M. Saif Naron AL - Sewaide A DNOC. P.U. BOX 895 ABU DHAB! W.A.E.

الطنالعالنالانالاي

ت الله المسلمة الله الله و ماره ۱۲۸۸ مراه ۲ ۱۹۸۹ والله الله الماصة والله الله الله الماصة

النفظ المكرم السيدللسف ناصر السويدي حفظه الاه المام علي معالمه ديرلاة

مسسم قنة ألأحز أليتم واعتسرا بجب لاستميب ولأتغرقوا

و الله كان ما مسرعظي لتاليك في فند مد (برغوريمتي) في عاصة روبائل وكات الأعاديك التي جرت بينا عفيرة مستعة . رسيد وردة الى بارس ارسك طف المقال الذي ويدع عما لخليج بد مودة الى بارس ارسك طف المقال الذي ويدع عما لخليج العربي ارجواد تكيره قد وجل و (د لم تنكرم بعد فتشعرني بوصول كُنَّ رمدة يزياره قريبة للدندا العِدان تتغيل وتدربومها التشديق حق مناتون غائباً مديا ريس حين تزورها خاق مي م رفريك العديد من منامل عا عام ما ريب سين مرسط ما مرام مرام والملكة المكرم المرابكة المكرم المرابكة المكرم المرابكة المالم المسيعوس المذاب الملكة المكرم المرابكة الملكة المكرم المرابكة المرابكة الملام المسيعون المرابكة المرابكة المالكة مسرة (م الله الله عالم الملام المسيعون المسي ي النام (أوادر) وامريكا راستاليا ) . اينرب (أوادر) وامريكا راستاليا ) .

#### خلدون الكناني (خطه)

(١) مماكتبه طارق خفاجي في: ويكيبيديا الإخوان المسلمون (استفدت منها في شوال ١٤٣٣هـ)، موقع الإخوان المسلمون (٢٠١٣/٨/٣١)، ولقاء معه وتعريف به في محلة المحتمع ع ١٢٣٦ ص٥٠ (وفيه مواليده ١٩٣٤م).

«الموسوعة الإسلامية»، وترجم الأربعين النووية إلى الفرنسية مع أحمد بلسان. وله أيضًا: جغرافية سورية، (مع كامل نصري

وخالد علي، مقرر دراسي)(١).

عبدالحليم الدماطي (٠٠٠ - بعد ١٤٠٤ه = ٠٠٠ - بعد ١٩٨٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحليم رضا عبدالعال (٠٠٠ - ١٤٣٣هـ = ٠٠٠ - ٢٠١٢م)

باحث اجتماعي.

من مصر. حاز شهادة الماجستير عام ١٣٩١ه، ثم الدكتوراه عام ١٣٩٦هـ ١٣٩٦هـ الاجتماعية الحدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، ثم كان أستاذًا، فعميدًا للكلية نفسها، وعضوًا بالجلس الأعلى للحامعات. شيعت جنازته يوم الخميس ٢٢ ربيع الآخر، ١٥ آذار (مارس). المجتمع في المصانع والمجال السكاني: مصانع منطقة شبرا الخيمة (رسالة ماجستير)، المناطق الحضرية المتخلفة: المجال السكاني: المناطق الحضرية المتخلفة: المجال السكاني: بولاق الدكرور (رسالة دكتوراه).

كتبه المطبوعة: التغيير الاجتماعي وهيكلة المجتمعات المعاصرة، تنظيم المجتمع: اتجاهات – أجهزة – مجالات وحالات (مع محمد عبد الحي نوح)، الخدمة الاجتماعية المعاصرة، مقدمة في الخدمة الاجتماعية أساسيات تنظيم المجتمع، مستهل القرن العشرين: حضارات متداخلة.

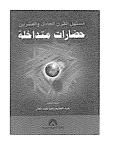

(۱) من أوراق شامية كتبها أيمن ذو الغنى، أخبار العالم الإسلامي ١٤١٠/٤/٨هـ.

عبدالحليم رضوي (١٣٦٠ - ١٤٢٧هـ = ١٩٤١ - ٢٠٠٦م) فنان تشكيلي ريادي.



ولد في مكة المكرمة. حصل على إجازة في فنون الديكور من كلية الفنون الجميلة بروما، ثم من الأكاديمية العليا بمدريد، وعاد فنانًا محترفًا، أقام ما يزيد على (١٠٠) معرض شخصي، وجابت معارضه معظم بلدان العالم. توفي يوم الأحد ٥ صفر، ٥ آذار (مارس).



لوحة للفنان عبدالحليم رضوي

وله كتب، منها: الحياة بين الفكر والخيال، قضايا معاصرة في الفن التشكيلي والفكر الاجتماعي والنفسي (مع أبو بكر قادر وكرم طاشكندي)(٢).

عبدالحليم سلاموفيتش سعيدولاييف (١٣٨٦ - ١٤٢٧ه = ١٩٦٦ - ٢٠٠٦م) زعيم المجاهدين الشيشان (رئيس دولة الشيشان الإسلامية).

(۲) الوطن (السعودية) ع۱۹۸٤ (۲۷/۲/٦۱هـ)، الجزيرة
 ۱۲۲۱۲ (بالتاريخ نفسه). ولوحته من مدونة باسمه
 (بروفسور عبدالحليم رضوي).



عين في أوائل سنة ١٤٢٦هـ (مطلع آذار مراكم آذار المراكب من قبل المجاهدين خلفًا للرئيس السابق أصلان مسخادوف، الذي قُتل في هجوم للقوات الروسية. استشهد هو الآخر في عملية نفذتها القوات الروسية جرت في مدينة أرجون الشيشانية شرق العاصمة جروزني، يوم السبت ٢١ جمادى الأولى،

عبدالحليم سويدان (۱۳۳۳ - ۱۶۲۷ه؟ = ۱۹۱۶ - ۲۰۰۲م) خبير بيطري، وزير ومهندس زراعي.



ولادته في قرية قارة التابعة لمنطقة النبك بسورية. حصل على الدكتوراه في الطب البيطري من فرنسا، ودبلوم من معهد الطب البيطري الأجنبي، وحصَّل شهادات في الدراسات العليا من جامعة باريس: في الدراسات، والحيوان، والكيمياء الحيوية، والفيزيولوجيا العامة، والبيولوجيا العامة. عاد ليكون خبيرًا لليونسكو في زائير، ثم في عاد ليكون خبيرًا لليونسكو في زائير، ثم في الرباط، ودرَّس في جامعة الجزائر، وقد أسس ودرَّس في قسم علم الحيوان بجامعة دمشق،

وعيِّن عضوًا في مجمع اللغة العربية بدمشق، كما عيِّن رئيسًا لقسم العلوم التطبيقية في هيئة الموسوعة العربية (السورية). وكان وزيرًا للزراعة عام ١٣٨٣هـ.

ألَّف كتابين جامعيين بعد رجوعه من زائير، هما: تطور المتعضِّيات الحيوانية، علم الحياة الحيوانية(\).

#### عبدالحليم أبو شقة = عبدالحليم محمد أبو شقة

**عبدالحليم عباس** (١٣٢٨ - ١٣٩٩ه = ١٩١٠ - ١٩٧٩م) أديب ثقافي.

اسمه الكامل: عبدالحليم عباس أبو حميدان العواملة.



ولد في مدينة السلط بالأردن، اختير لبعثة دراسية إلى «الجامعة الأميركية» في بيروت، ولكنه تحول إلى دراسة الحقوق في جامعة دمشق، وأمضى عامين فقط، عاد بعدهما إلى الأردن، وعمل معلمًا طوال اثنتي عشرة سنة، ثم نقل إلى الجهاز الإداري الحكومي، فكان مديرًا عامًا للجوازات، ثم وكيلًا لوزارة المداخلية، وعاد ليكون مستشارًا ثقافيًا في وزارة الإعلام، وتفرغ للكتابة والتأليف. كتب في مجلتي «الرسالة» و«الثقافة» المصريتين، وكانت له مشاركات في المؤتمرات الأدبية العربية. توفي في عمّان يوم ١٣ ربيع

(۱) موقع اليوم الإلكتروني (جريدة) ع١١٢٣٧ (١٤٢٥/١/٣٠)، الأثنينية ٢٦٧ (جـ٢١).

الآخر، ۱۲ آذار (مارس).

من أعماله: أبو نواس، البرامكة في بلاط الرشيد، أبطال العقيدة، أصحاب محمد، في السياسة والأدب (٢مج)، فتاة من فلسطين (رواية)، فتى من دير ياسين. وقد صدرت أعماله الأدبية الكاملة في جزأين (٢٠).

عبدالحلیم بن عبدالفتاح عویس (۱۳۲۳ - ۱۶۳۳ ه = ۱۹۹۳ - ۲۰۱۱م) مؤرخ إسلامی، عالم مفکر علاّمة.



ولادته في قرية سنديس التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. حصل على الماجستير والدكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ومُنح الدكتوراه الفخرية من الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية. عمل أستاذًا في جامعات إسلامية عديدة، منها جامعة الإمام بالرياض (١٧) عامًا، وقد أشرف على عشرات الرسائل العلمية خلالها، وأوفد أستاذًا زائرًا إلى جامعات عديدة في العالم الإسلامي، مع زيارات علمية وثقافية إلى أمريكا وأوربا، وحضر أكثر من (١٠٠) مؤتمر عالمي، ومؤتمرات أخرى إقليمية. وعمل كذلك أستاذًا بجامعة الزقازيق، وبالجامعة الدولية بأمريكا، ونائبًا لرئيس جامعة روتردام الإسلامية بحولندا، ومستشارًا لرابطة الجامعة الإسلامية. وكان عضوًا في اتحاد كتّاب مصر، وخبيرًا بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وعضو نقابة الصحفيين المصرية، وعضو اتحاد المؤرخين

 (٢) من أعلام الفكر والأدب في الأردن ص١١٧، الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن ص١٨٩، قاموس المؤلفين في شرق الأردن ص٣٧.

العرب، ونائب رئيس جمعية رابطة الأدب الإسلامي بالقاهرة، ورأس تحرير مجلة (التبيان) التابعة للجمعية الشرعية. وأنحز موسوعات علمية كبيرة، منها موسوعة في الفقه الإسلامي، وتفسير القرآن الكريم موسوعات في التاريخ والحضارة والثقافة الإسلامية، إضافة إلى مئات المقالات والبحوث المنشورة. وقبل أسبوعين من وفاته وللبحوث المنشورة. وقبل أسبوعين من وفاته حضر انتخابات نقابة الصحفيين - وكان قد أنحكه المرض - فطلب أسماء المرشحين طوته. توفي يوم الجمعة ١٤ محرم، ١١ ديسمبر.



عبدالحليم عويس رأس تحرير مجلة (التبيان)

من عناوين مؤلفاته المطبوعة: الإسلام أولًا، الإسلام كما ينبغي أن نؤمن به، أوراق ذابلة من حضارتنا: دراسة لسقوط ٣٠ دولة إسلامية، التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون، تطبيق الشريعة الإسلامية، تفسير التريخ علم إسلامي: نحو نظرية إسلامية، تفسير القرآن للناشئين، ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة، الحدود في الشريعة الإسلامية ، الحضارة الإسلامية: إبداع الماضي وآفاق المستقبل، الدولة الحديثة بين المخقيقة والتزييف، دولة بني حماد: صفحة المتقية من التاريخ الجزائري (أصله دكتوراه)،

صور بطولات من حضارتنا الإسلامية، الطريق إلى اقتصاد إسلامي معاصر، الغارة المعاصرة على المسلمين: منطلقاتها وغاياتها، فقه التاريخ وأزمة المسلمين الحضارية، قضايا المرأة في ضوء الفقه الإسلامي، المسلمون من التبعية والفتنة إلى القيادة والتمكين، موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر (٣ مج). ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالحليم عبدالله نويرة (0771 - 0.312 = 5191 - 01919) موسيقار.



من الصالحية بمحافظة الشرقية في مصر. حفظ القرآن الكريم في كتّاب القرية، وكان أبوه من هواة الموسيقي وصديق أعلامها، فالتحق بمعهد الموسيقى العربية، كما درس الموسيقي العالمية، وأسَّس وقاد فرقة الموسيقي العربية منذ إنشائها عام ١٣٨٧هـ (١٩٦٧م)، كما أنشأ فرقة الإنشاد الديني عام ١٣٩٣هـ، وكان مدير المسرح الغنائي، ولحَّن أغاني عديدة، وله كتابات موسيقية في قوالب السماعي والبشرف والتحميلة. مات في ٩ جمادى الأولى، ٣٠ يناير بالقاهرة<sup>(٢)</sup>.

(١) ملف عنه في مجلة الأدب الإسلامي ع ٧٣ (صفر ١٤٣٣هـ)، مجلة الحج والعمرة (صفر ١٤٢٨هـ) ص٥٣، ومما كتبه محمد بركة في موقع (الإسلام اليوم) بتاريخ ١٤٣٣/١/١٥ ه، مع إضافات.

(٢) أهل الفن ص٥٥، المعلومات (يناير - مارس ١٩٩٥م) ص١٧٠. وصورته من «الموسوعة العربية» وفيها وفاته

عبدالحليم بن عبدالمجيد اللاوند (7071 - 1731a = 3781 - ... 79)



من مواليد الموصل، تخرَّج في كلية الشريعة، وقرأ بقراءة حفص على صالح الجوادي، وتذوّق المقام الموصلي، وتأثر بالغناء، وحفظ الشعر ونظمه، وقد كان ضابط احتياط، وعمل مدرسًا، وموظفًا، فمسؤولًا عن مكتبات محافظة نينوي.

وطبع له: نظرات في الزجل والأدب الشعبي الموصلي مع دراسة تحليلية لشعر عبو المحمد على، قصائد ليست صالحة للنشر (مع آخرين)، فهرست مخطوطات المكتبة العامة

وترك من المخطوط: مساقط الظل (ديوان شعر)، مسرحية شعرية، الحركات الفكرية في الإسلام: اليزيدية، ظاهرات اجتماعية في الغناء والتصوف، مذكرات شخصية، قواعد في لهجة الموصل، دراسات أدبية: المتنبي -السري الرفاء – أبو تمام<sup>(٣)</sup>.

عبدالحليم علي حافظ (١٣٤٨ - ١٣٩٧ه = ١٩٢٩ - ١٩٧٧م) مطرب، موسیقی، ممثل.

٩٨٣م؟

من قرية الحلوات بمحافظة الشرقية. تخرج في معهد الموسيقي العربية. عيِّن مدرسًا للموسيقي بمدرسة طنطا الابتدائية للبنات، وعمل في فرقة موسيقي الإذاعة عازفًا على آلة «الأبوا» واعتمد مطربًا في الإذاعة. بلغ رصيده من الأغاني ٣٠٠ أغنية، وغني على مسرح «البيرت هول» بلندن، وقام ببطولة ١٥ فيلمًا سينمائيًا. كوَّن مع الموسيقار

محمد عبدالوهاب شركة «صوت الفن»

لتسجيل الأسطوانات، وقد أغرم الكثير بأغانيه فكان سببًا لميوعة شباب وتخنثهم

وضياعهم، وغنَّى للحكام الطغاة وصفق

لهم. مات في ١٠ ربيع الآخر، ٣٠ مارس.

اسمه الحقيقي: عبدالحليم على إسماعيل

شبانة.

عفدما نكرة فركنامه مدراتي. المسسه اننى اربد المعرف الله ما حدث في عمرى مرة وأحده هبه و خاد ، مرصد خانه . صداقه.) لم يرسماده و رجارت مى مفظم بمورالدنيا المنصا-الجاءرمله دائمه دائملا بامتطرسه الذم والتأن اعادل بهدود اساعار بيؤررا فد علما يني 是上

عبدالحليم حافظ (خطه وتوقيعه)

(٣) موسوعة أعلام الموصل، معجم المؤلفين العراقيين

٢٣٤/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤٦٦/٤ (وفيه

وفاته ٢٠٠٢م)، معجم البابطين للشعراء العرب (وفيه وفاته

صدر فيه كتاب بعنوان: رحلة في قلب عبدالحليم حافظ.

وله مذكرات صدرت بعنوان: مذكرات عبدالحليم حافظ كما يرويها بصوته/ إعداد إيريس نظمى.

كما سبق أن كتب مذكراته بنفسه ونشرها في مجلة (صباح الخير) منتصف عام ۱۹۷۳ (۱).

عبدالحليم عويس = عبدالحليم عبدالفتاح عويس

عبدالحليم الفاروقي = محمد عبدالحليم بن محمد...

عبدالحليم الفيض آبادي الجَونفُوري (۱۳۲۷ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۹۹م) عالم رباني.

ولد في قرية ديوريا بمديرية فيض آباد في الهند. تخرج في جامعة مظاهر العلوم بسهارنبور. تربّى على يد المصلح الرباني وصى الله الفتحفوري، ثم العلامة محمد زكريا الكاندهلوي، وكانت له علاقة حميمة مع العلامة أبي الحسن الندوي. اشتغل بإفادة الخلق، ونشر علوم الكتاب والسنة عن طريق المواعظ والجولات الدينية والأعمال الدعوية، وأقبل عليه الناس من کلّ جانب، واهتدی به خلق کثیر. أسّس مدرسة إسلامية كبيرة لتعليم الدين، ونشر علوم الكتاب والسنة الشريفة، وخرَّج أجيالًا من الدعاة إلى الله تعالى في «جامعة رياض العلوم» بقرية «غُرَيني» في مديرية «جَونفور» بولاية «أترابراديش»، وجعلها منطلقًا لعمله الديني والتربوي، ونشاطه الدعوي، وكان من أعضاء الجلس التنفيذي

(۱) أعلام مصر في القرن العشرين ص٢٩١، أعلام وأقزام ٥٩٤/١، شخصيات صنعت التاريخ ص٢٧٥. وخطه من موقع محمدية بريس.

لندوة العلماء، ودار العلوم ديوبند، وغيرهما من المدارس الإسلامية. وكان عالمًا بصيرًا. توفي يوم ١٠ محرم(٢).

عبدالحليم قنبس = عبدالحليم محمد قنبس

عبدالحليم اللاوند = عبدالحليم بن عبدالمجيد اللاوند

عبدالحليم محمد = عبدالحليم محمد عبدالحليم

عبدالحليم محمد سالم التهامي (۱۳٤٢ - ۱۹۲۰ه = ۱۹۲۳ - ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحليم محمد أبو شقة (۱۳۴۲ - ۱۲۱۱ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۵م) داعية مصلح مربّ.



ولد في القاهرة، حصل على إجازة في التاريخ من جامعتها، نشأ في قلب حركة الإخوان المسلمين، وتتلمذ على إمامها ومؤسّسها، وحاوره حول ضرورة اهتمام الحركة بالتربية، والتقليل من النشاط السياسي الذي ابتلع معظم جهود الحركة. أنشأ مع بعض أصدقائه مكتبة «لجنة الشباب المسلم» لنشر كتب ورسائل إسلامية، لكنها صودرت. شجن وعذّب مع أمثاله من

(۲) البعث الإسلامي ع۷ (۱۶۲۰هـ) ص۹٦، الداعي ع۳-٥ (۱٤۲۰هـ) ص۸۱.

الدعاة في ذلك الوقت، وسافر إلى قطر منذ وقت مبكر، فكان من الرعيل الأول الذين أسهموا في تأسيس النهضة التعليمية هناك، وكان مدير أول ثانوية فيها. وعندما اعتُقل في مصر أفرج عنه بإلحاح من حكومة قطر. ثم تركها واتجه إلى الكويت ليُنشئ الدار الكويتية التي غيّر اسمها إلى دار القلم، ومن هناك عاد إلى مصر في عصر السادات، ودعا إلى إخراج محلة فكرية عصریة ذات مستوی رفیع، فتمثلت فی إصدار بحلة «المسلم المعاصر». وكان أعظم ما يشغله تقويم الفكر وتصحيح المفاهيم، وتكوين حركة عقلية واعية ناقدة داخل الحركة الإسلامية، ويعجبه أسلوب الحركة الإسلامية في باكستان التي تنبذ العنف بأي طريق. ثم شغله أمر المرأة المسلمة فاستغرق جلَّ وقته، حتى أصدر كتاب «تحرير المرأة في عصر الرسالة» في ٦ مجلدات، ثم اختصره. وقد عاش مع هذا الكتاب ما يقرب من عشرين عامًا، وعرضه على أجلة العلماء، وقد أحدث دويًا بعد صدوره في العالم الإسلامي على امتداده، وعُقدت ندوات بشأنه، وهو بذلك رد على مؤلف «تحرير المرأة» لقاسم أمين، كأنما يقول: إن المرأة قد حررتما رسالة الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا. لكن بعض الاتجاهات رفضته ورفضت اللقاء بكاتبه، وقد أثني الشيخ على الطنطاوي على الكتاب ثناء عاطرًا، على ما سمعت. وكانت له أفكار دعوية ومسودات كتب، فقد كان رجل إصلاح وبناء، لا يسمع بفكرة جيدة إلا شجع صاحبها، ولا يقرأ مقالة أصيلة في محلة إلا كتب لصاحبها، يشدُّ على يديه، وربما ذهب لزيارته في بيته، وهنأه على مقالته، وسأله المزيد والاستمرار في هذا الاتحاه. ولا يسمع بشاب نابه ذي فكر ورأي، إلا فتح له بيته ومكتبته، وفتح له صدره وقلبه، وقد يساعده ماديًا إن احتاج إلى مساعدة،

#### عبدالحليم أبو شقة (خطه)

دون منِّ ولا أذى، بل دون أن يعلم بذلك أحد. وكان جهده - غير المنظور. وراء البيان الذي أصدره أحمد كمال أبو الجحد معلنًا فيها عن ميلاد تيار إسلامي جديد، له توجهاته وخصائصه، وهو «جمعية تجديد الفكر الإسلامي»، وقد جمع لها عددًا من المؤسِّسين من رجال العلم والفكر المشغولين بهموم الأمة ومسيرة الدعوة، ومهمتها القيام ببحث القضايا الكبيرة التي تفتقر إليها الحركة الإسلامية في مسارها، وتبصير الأمة بقضاياها المصيرية، وتوحيد المفاهيم الكبري ما استطاعت، وقد شغله أمر هذه الجمعية وتنشيطها إلى حد كبير. وكانت له أفكار ومتابعات أخرى على مستوى فكري رفيع. ومع الثناء عليه وبيان جهوده الدعوية لا بدُّ من ذكر بعض ما عليه. فقد أثني على بعض الشخصيات الملوَّثة فكريًّا، ذوي أفكار يسارية وشيوعية وتغريبية، ووصف بعضهم بالمشهود لهم بالعمق وسلامة الرأي واستقلالهم الفكري، أمثال أحمد بهاء الدين، ونجيب محفوظ وزكى نجيب محمود، وبالمقابل وصف جهود الأزهر

في تحقيق المخطوطات بتجديد الأضرحة لتكون أشدَّ جذبًا لعقول السذج حتى يطوفوا حولها! كما في كتابه «نقد العقل المسلم» ص١٩٣، ٢٧٩. فمع الإعجاب بجوانب من كتابه الأخير إلا أن فيه ما يدعو إلى الحرج في تقبله، وكلُّ ظني أنه لو راجع هذا وأمثاله لحذفه، فكتابه المذكورة كان عبارة عن بطاقات جُمعت ورُتبت وحُررت بعد وفاته، وقلت للناشر هذا، وأن بعضها أفكار

تخصُّ ما قبل سقوط للاتحاد السوفيتي وما إلى ذلك. وتوفي يوم ٢٣ ربيع الآخر، وهمه



عبدالحليم أبو شقة أنشأ مجلة (المسلم المعاصر)

وبيانات كتابه المذكور هي: تحرير المرأة في عصر الرسالة: دراسة عن المرأة جامعة لنصوص القرآن الكريم وصحيحي البخاري ومسلم.

وأصدر موجرًا لهذا الكتاب في (٨) أجزاء لطيفة، لكلِّ جزء عنوان مستقل، ذكرتها في (تكملة معجم المؤلفين).

وبعد وفاته جُمعت جذاذات بطاقاته التي تدلُّ على منهجه وما استأثر به تفكيره

وصدرت بعنوان: نقد العقل المسلم: الأزمة والمخرج.

وذُكر أن له كتبًا أخرى تحرَّر لتنشر، وهي: الأخلاق الاجتماعية، الأفق المالي والأمن الوطني، دعوة للحوار، التكامل الاجتماعي وكرامة الإنسان، حول حرية العقيدة والعقائد(١).

#### عبدالحليم بن محمد بن عبدالحليم (١٣٢٧ - ١٤٣٠ه؟ = ١٩٠٩ - ٢٠٠٩م) طبيب أديب

من مواليد أم درمان. نال زمالة كلية الأطباء الملكية بلندن. تعيَّن مديرًا لمستشفى أم درمان، ثم مستشفى الخرطوم. اهتمً بالحركة الرياضية، وأسهم في سودنة ووضع قواعد اتحاد كرة القدم، وشغل مواقع مهمة في الاتحادات الأولمبية الإقليمية والدولية. وكون مع أصدقاء له «جمعية الهاشماب الأدبية». وكان يميل إلى الحركة الاستقلالية، ومن مؤسسي مؤتمر الخريجين من الدورة الأولى وحتى الثامنة، وعضو هيئة تحرير بحلته (المؤتمر)، وفي مصدر أنه تولى رئاسة تحريرها. واختير عضوًا في بحلس السيادة بعد ثورة أكتوبر ١٩٦٤م. من مؤسسي بعلة (الفجر) ومن أبرز كتابها، ومن كتّاب بعلة (النهضة) وغيرها.

صدر فيه كتاب: عبدالحليم محمد: الرجل الذي أمسك بخيوط الشمس/ عبدالعزيز حسن البصير.

وله مع محمد أحمد محجوب: موت دنيا<sup>(۱)</sup>.

 <sup>(</sup>١) المختمع ع١١٦٩ والذي يليه (بقلم الشيخ يوسف القرضاوي)، وع ١١٧٥ ص٤٨، و ع١٨٣٢
 (٢٠٠٩/١/٢)، في وداع الأعلام ص٤٩. وخطه زودني به الأستاذ أيمن ذو الغنى.

<sup>(</sup>٢) تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص ٢٦٣، معجم شخصيات مؤتمر الخريجين ص٨٠، معجم المؤلفين السودانيين ٢١٥/٢.

#### عبدالحليم محمد قنبس (١٣٦٨ - ١٩٤٨ه = ١٩٤٨ - ١٩٨٦م) کاتب وأديب إسلامي.



ولد في قرية «كفر شمس» بمحافظة درعا في سورية، انتقل إلى غوطة دمشق الشرقية. تابع دراسته في (معهد الفتح الإسلامي) الشرعي، وحصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة الأزهر عام ١٣٩٢هـ عمل موظفًا في وزارة الأوقاف، ودرَّس في مدارس بسورية والسعودية. وكان خلوقًا، بارًا بوالديه، دائم الذكر، يحب المطالعة والتأليف، ويحب الكتب. وتوفي يوم ٢٦ ربيع الآخر، ٢٨ كانون الأول.

من عناوين كتبه التي وقفت عليها: معجم الألفاظ المشتركة في اللغة العربية، شعراء الفتح الإسلامي: المثنى بن الحارثة الشيباني وسعد بن أبي وقاص والقعقاع بن عمرو التميمي، دفاع واستشهاد: قصة إسلامية تحكي صورًا من صراع المؤمنين مع لكافرين، مسألة القضاء والقدر: نشأتما لدى الفلاسفة والمتكلمين... (بالاشتراك مع خالد عبدالرحمن العك)، مشكلات مع خالد عبدالرحمن العك)، مشكلات الحب في الإسلام، شعراء الفتح الإسلامي: عاصم بن عمر التميمي وزياد بن حنظلة التميمي ونافع بن الأسود، الراعي النميري شاعر مغمور، الخضر بين الحقيقة والخيال(۱).

(١) شخصيات سورية في القرن العشرين (ق) ص٧٣،

#### عبدالحليم محمود (١٣٢٨ - ١٣٩٨ه = ١٩١٠ - ١٩٧٨م) شيخ الأزهر. عالم صوفي متعمِّق.



ولد في «عزبة أبو أحمد» الواقعة على الشاطئ الشرقي للترعة الإسماعيلية، التابعة لمركز بلبيس في محافظة الشرقية. وأبو أحمد الذي نسبت «العزبة» إليه هو جدُّه. وكان والده يدرس في الأزهر، فأسلمه إلى كتَّاب القرية، وحفظ القرآن الكريم وعمره ١٣ عامًا، ثم سافر به والده إلى القاهرة، فدخل الأزهر عام ١٣٤١هـ، ونال منه الشهادة العالمية. وذهب إلى فرنسا ليحصل منها على الدكتوراه، وطبعت رسالته في باريس بالفرنسية. ورجع من باريس وعيِّن مدرسًا لعلم النفس بكلية اللغة العربية، ثم أصبح أستاذًا للفلسفة بكلية أصول الدين، ثم عميدًا للكلية. واستعانت أكثر من دولة أو جامعة عربية بجهوده. فقد انتدبته العراق لتنظيم وزارة الأوقاف وقسم الوعظ والإرشاد بها والمساجد، وكذلك لتخطيط المنهج الديني لجميع مراحل التعليم في العراق، والجامعات الإسلامية في ليبيا وتونس والعراق والسودان اختارته أستاذًا زائرًا بما، ولذلك اختلط بعلماء وباحثين معاصرين، وسمع منهم، ودرس معهم الكثير عن الإسلام وأعلام الإسلام. ومعظم المؤتمرات الفلسفية والعلمية التي عقدت في

الموسوعة الموجزة ١٢١/٦، معجم كتاب سورية ص١٣٢، موسوعة أعلام سورية (ورد فيه اسمه خطأ)، موقع شباب النشابية (٢٠١٠م).

البلاد الإسلامية اشترك فيها ببحوثه وساهم فيها بجهوده وخبراته. وكانت له محاضرات وأحاديث في الإذاعة والتلفزيون، ووقع عليه الاختيار ليرأس لجنة التعريف بالإسلام في الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كما عُيِّن عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية، وصار أمينًا عامًا لها عام ١٣٨٩ه، ثم وزيرًا للأوقاف، ثم وكيلًا للأزهر، فشيخًا له. وكان عضوًا بلجنة جائزة الملك فيصل العالمية. وقد تأثر كثيرًا في قراءته ودراسته ومن ثم تأليفه عن أبي الحسن الشاذلي، فكان صوفيًا روحانيًا عجيبًا! وكان يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، وكتب عشرات المقالات ليعلن أن مصر لم تعرف الأحكام المدنية إلا بعد الاحتلال الإنجليزي، وأنَّ الشريعة بعد هذا التاريخ بقيت في مسائل الأسرة وما يُعرف بالأحوال الشخصية.. وعلينا أن نطالب بتعميمها في كل المواد، جنائية ومدنية ودستورية ودولية. وقد سارع فألف لجنة علمية لصيانة قوانين الشريعة في مواد محددة لتسهل مهمة التطبيق، وراجع ما كتب من المواد، ونشره في الصحف، ثم اتصل بأعضاء مجلس الشعب فردًا وراء فرد، ليجمع تكتلًا إسلاميًا ينادي بتطبيق الشريعة. وعندما كان يسمع كلام المسؤولين بوجوب تطبيق الشريعة يتساءل متعجبًا: إذا كانوا صادقين فما الذي يقعد بهم إلى الآن؟ ووقف بقوة ضدَّ قانون الأحوال الشخصية، ورفض تنفيذه؛ لكونه يخالف شرع الله، وكان ذلك في عصر السادات، وحين توفي تحدثت عنه بعض الصحف الأوروبية، وعدته متعصبًا ضد المسيحية، لأنه أبي أن يشترك في ندوات تدعو إلى تعاون المسيحية والإسلام. وتكملة لجوانب شخصيته فإننا نذكر أنه هنأ الرئيس أنور السادات بمناسبة اتفاقية كامب ديفد، وأرسل برقية بذلك هذا نصها: «الأزهر الشريف بجميع هيئاته يؤيدكم ويبارك

خطواتكم على الطريق الذي يبلغ بأمتنا إلى الحق والأمن والسلام. بارك الله سعيكم ووفقكم فيما تقصدون إليه من خير» ١٩ شوال ١٣٩٨ه. وقال ابنه الأستاذ منيع في لقاء معه: «إن الدكتور عبدالحليم محمود لم يترك لنا إلا مصاريف جنازته، فجميع ماكان يحصل عليه من الدخل كان ينفقه على الأيتام، والفقراء والمحتاجين».



عبدالحليم محمود شيخ الأزهر

ومماكتب فيه وفي علمه:

شيخ الإسلام عبدالحليم محمود: حياته وأثره في الفكر الإسلامي/ جار الله أحمد محمود (ماجستير من الأزهر).

فضيلة الإمام الأكبر عبدالحليم محمود وجهوده الفكرية/ بكر إسماعيل.

فقيه الإسلام الإمام الأكبر الدكتور عبدالحليم محمود: حياته، كفاحه/ محمد عمر الشطبي.

مع رائد الفكر الإسلامي الإمام عبدالحليم محمود/ محمد شلبي.

جهود الشيخ عبدالحليم محمود في الدعوة الإسلامية/ محمد عبدالهادي إمام (ماجستير من الأزهر).

آراء عبدالحليم محمود العقدية والفلسفية: دراسة تحليلية نقدية/ سعود بن سعد العميري (رسالة ماجستير من جامعة أم القرى).

موقف عبدالحليم محمود من التصوف والصوفية: عرض ونقد/ غالب بن غازي الحربي (رسالة ماجستير من جامعة أم القرى، ١٤٢٩هـ).

الإمام الأكبر الدكتور عبدالحليم محمود مفكرًا/ أحمد محمد الصاوي (رسالة ماجستير من جامعة الأزهر، ٤٢٤ هـ). وذكر ابنه منيع أنه قدمت في والده وفكره وتأثيره (١٢) رسالة دكتوراه في العالم، آخرها (٢٢) هـ) للباحثة اليابانية جاسوكي، بجامعة أكسفورد.

وكان أول ما ظهر له في عالم النشر قصة ترجمها عن الفرنسية من تأليف أندريه موروا عام ١٣٦٦هـ (١٩٤٦م). ثم تتابعت مؤلفاته الغزيرة، منها:

الإمام الرباني الزاهد عبدالله بن المبارك، التفكير الفلسفي في الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة، التوحيد الخالص، العارف بالله أبو العباس المرسي، فتاوى عن الشيوعية، الحمد لله هذه حياتي، سيدنا زين العابدين، أوربا والإسلام، لطائف المنى لابن عطاء الله (تحقيق)، المدرسة الشاذلية الضلال للغزالي (تحقيق)، المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي، السيد أحمد البدوي، الرسالة القشيرية (تحقيق مع محمود بن الشريف)، موقف الإسلام من الفن والعلم والفلسفة. وكتب أحرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

#### عبدالحليم محمود الجندي (۱۳۲٦ - ۱۶۲۱هـ = ۱۹۰۸ - ۲۰۰۰م) کاتب حقوقی إسلامی.

(۱) شيوخ الأزهر ٥٥/٥) مصابيح العصر والتراث ص ١٧١، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي ص ١٦٣٥، الموسوعة العربية المسرة ١٠٠٣، أعلام مصر في القرن العشرين ص ١٩٦، الميسوة تاء لما ١٩٦٠ عنه في مجلة الأزهر (محرم ١٣٩٩هـ) اللعوة ع٤٠٤ (١٣٩٨/١٢/١هـ) ص٥٥، صحيفة الوسط ٢ سبتمبر ٢٠٠٨م، شخصيات إسلامية معاصرة ص ١٨٥، النهضة النور الأبحر في طبقات شيوخ الجامع الأزهر ص٧٧، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين ١٢/١، ١٢١، المجتمع ع ٢٥٥ (١٢/١ ١٣٨، ١٣٩٨) ص ٣٩.



ولد في محافظة الدقهلية بمصر. حصل على إجازة في الحقوق من جامعة فؤاد الأول. عمل محاميًا، ثم وكيل نيابة، فمستشار رئيس إدارة قضايا الحكومة، رئيس إدارة قضايا الجمهورية العربية المتحدة «هيئة قضايا الدولة»، رئيس لجنة التعريف بالإسلام في المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رئيس لجنة تجلية الشريعة، عضو مجمع البحوث بالأزهر، عضو مجمع البحوث التابع للمؤتمر الإسلامي بجدة. اشترك في تقنين المعاملات الإسلامية بمجلس الشعب، واشترك في وضع دستور ۱۹۵۱ ودستور ۱۹۷۱ والدستور الإسلامي بمجمع البحوث في الأزهر. مثّل مصر في المفاوضات بعد تأميم قناة السويس، وشارك في العديد من المؤتمرات العالمية، وحصَّل جوائز وأوسمة. له مؤلفات عديدة، منها: أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح في الإسلام، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، توحيد الأمة العربية بتطوير شرائعها وفقًا للميثاق، القرآن والمنهج العلمي المعاصر، الإمام محمد عبده، الإمام محمد بن عبدالوهاب أو انتصار المنهج السلفي، الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول: صورة بطل، مذكرات قضائية (٢ج)، نحو تقنين للمعاملات من الفقه الإسلامي، نحو قانون للعقوبات من الفقه الإسلامي، تصرفات السفهاء قبل الحجر. ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

(۲) الأزهر (جمادى الأولى ١٤٢١هـ) ص٧١٦، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص١٩٠.

عبدالحليم منتصر = عبدالحليم بدر منتصر

عبدالحليم موسى = محمد عبدالحليم علي موسى



من الهند. حصل على الماجستير من جامعة عليكره الإسلامية، وقضى وقتًا في القاهرة يستفيد علمًا وأدبًا، عاد ليحصل على الدكتوراه من الجامعة نفسها، عمل مذيعًا ومترجمًا للبرامج العربية في الإذاعة المركزية بدلهي، ثم كان محاضرًا للغة العربية بالجامعة الملية الإسلامية، ورئيسًا للقسم العربي بها، ثم كان عميد قسم اللغات الأجنبية في المعهد المركزي للغة الإنجليزية بحيدر آباد، وأنشأ فيه قسم اللغة العربية، زار دولًا عربية حيث كان مترجمًا للوفود الرسمية للحكومة الهندية. أتقن عدة لغات، وكتب في عدة مجلات، وصار مدير التحرير بمجلة «الإسلام والعصر الجديد» مع رئيس الهند ذاكر حسين خان. مات في ٦ رمضان، ١٠ تشرين الأول (أكتوبر). وكان مهتمًا بالأدب العربي وتاريخه، وله كتاب رائع في (٣) أجزاء بعنوان: تاريخ

وباسم «عبدالحليم الندوي» وقفت أيضًا على عنواني كتابين، هما: مراكز المسلمين التعليمية والثقافية والدينية في الهند (طبع في مدراس بالهند)، منهج النويري في كتابه نهاية الأرب في فنون الأدب (طبع في دمشق)(١).

الأدب العربي.



عبدالحليم نويرة = عبدالحليم عبدالله نويرة

عبدالحميد إبراهيم العبَّار (١٢٩٧ - ١٣٩٧ه = ١٨٨٠ - ١٩٩٧م) زعيم محاهد وثري محسن.



ولادته بقرية سلوق في برقة الحمراء بليبيا، القرية التي أعدم فيها عمر المختار. تلقى تعليمه في الزوايا السنوسية، وبدأ حياته مجاهدًا، وحمل البندقية شابًا صغيرًا منذ احتلال إيطاليا البلاد الليبية. وكان من المقرَّبين إلى عمر المختار، وتسميه إيطاليا شيخ القبيلة الشاب، وتمنح مئات الآلاف من النقود لمن يأتي به حيًا أو ميتًا. وهو من بيت سديدي بقبيلة العواقير. زاره أحمد الشريف السنوسي ومعه (١٠٠) محاهد، فاستضافهم (٦٠) ليلة. وخرج المحتل بجيوشه لإخضاعه، فحمل متاعه على (١٠٠) ناقة، وقاتل من الشروق إلى الغروب، خرج منها برأسه وببندقيته. وقاتل مع عمر المختار حتى استشهد الأخير. ومُنعت المؤن عن الجاهدين، فغادر العبَّار ومعه (٦٤) رجلًا معاقلهم ببرقة قاصدين مصر، ولاقوا أهوالًا، وقاتلوا جند الحدود

حتى دخلوا مصر، وكان يتستر بخرق بالية من خيش الخيم، لشدَّة ما أصابه وأصاب المجاهدين معه. وبعد الاستقلال أصبح على السلطة اعتُقل وسُجن وعُزل سياسيًا، ولمَّا تعجَّب رفقاؤه في السجن من ذلك، وهو في سن متقدمة، وفي مقام الشهيد عمر المختار، قال لأحدهم: لا تعجب يا ابني، فحتى سيدي عمر المختار لو كان حيًا لرأيته معنا في غرفة الاعتقال. وعاش بقية حياته صامتًا في بيته ببنغازي إلى أن توفي يوم ٧ شوال، ٢٠ سبتمبر(٣).

عبدالحميد إبراهيم محمد (١٣٥٤ - ١٤٣٣ه = ١٩٣٥ - ٢٠١٢م) باحث أدبي منظِّر.



من مصر. حاصل على شهادة الدكتوراه من قسم الدراسات الأدبية في كلية العلوم بجامعة القاهرة عام ١٣٨٥ه، ثم كان أستاذًا بكلية الآداب في جامعة حلوان، ورئيسًا لقسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة المنيا، ثم عميدًا للكلية. أسهم في اتحاد الكتّاب بالقاهرة، وأسَّس مهرجان طه حسين بجامعة المنيا، أشرف على رسائل علمية عديدة، وأصدر مجلتي (التأصيل) وعلمية عديدة، وأصدر مجلتي (التأصيل) و الوسطية العربية للثقافة، وأوجد لها جائزة

 <sup>(</sup>٢) أعلام من الصحراء ص ٩٩، موقع المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية (ربيع الآخر ١٤٣٢هـ)، الموسوعة الحرة (آخر تعديل في ٢٠١٠/١١/٢٨م).

سنوية عُرفت باسم (جائزة الوسطية للثقافة)، وكتب فيها مقالات عديدة، والنظرية تحتم بالفنِّ القصصي أولًا، وبالأدب عمومًا، وترغب في تعميمه في محالات أحرى من الحياة، وتريد من خلالها تحسيد التراث العربي والإسلامي والرؤية الحضارية في أعمالها ومنطلقاتها، وترى في الأدب الإسلامي جزءًا منه، وتنقده من غير تعمق فيه. وقد رشح لجائزة الدولة التقديرية قبيل وفاته، حيث توفي يوم الثلاثاء ١٦ صفر،

صدر فيه كتاب لجموعة من الباحثين عنوانه: عبدالحميد إبراهيم في عيون الأدباء والمفكرين/ إعداد مصطفى القاضي. وله تآليف، منها: قصص العشّاق النثرية في العصر الأموي (أصله دكتوراه)، القصة المصرية وصورة المجتمع الحديث من أوائل القرن العشرين إلى قيام الحرب العالمية الثانية (أصله ماجستير)، الوسطية مذهب وتطبيق، نحو وسطية معاصرة، الأدب المقارن من منظور الأدب العربي: مقدمة وتطبيق، وثائق طه حسين السرية (7 مج،

وأصدر عدة كتب تحت سلسلة: موسوعة الوسطية العربية.

إعداد مع علال فاسي).

وله عشرات الكتب، لم أتوسع فيها خشية الالتباس مع أسماء تطابق اسمه الثنائي.

عبدالحمید أحمد أمین (۲۰۰۰ - ۱٤۲۷ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفین)

**عبدالحميد أحمد الحلو** (۱۳٤٠ - ۱۶۱۹ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۸م) عالم شاعر.



ولادته بقرية زرقان في محافظة المنوفية، تخرَّج في كلية اللغة العربية، وفي معهد التربية العالي للمعلمين بالقاهرة، وعمل مدرِّسًا، وموجِّهًا للعلوم العربية والشرعية، وكان عضوًا في لجنة الفتوى بالأزهر، ورئيسًا للمجلس المحلي في قريته، وعقد فيها ندوة أدبية حين عاد إليها، وحاز لقب المعلم المثالي، ونال جائزة الشعر في الكلية.

صدر له ديوانا شعر: من وحي المعركة، من وحى مبادرة السلام. وله ديوان مخطوط<sup>(۱)</sup>.

#### عبدالحميد أحمد رشوان (۰۰۰ - ۱٤۲۸ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م)

من مصر. أستاذ ورائد هندسة التحكم والقياسات بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط، مؤسِّس ورئيس قسم الهندسة الحيوية والطبية والمنظومات بكلية المندسة في جامعة القاهرة، حاصل على وسام الفنون، مات يوم الاثنين ٧ ربيع الأول، ٢٦ مارس.

ولعل له مؤلفات لم أعرفها.

#### عبدالحميد أحمد زايد (۲۰۰۰ – ۱٤۳۰ ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۹م)

من مصر. حصل على الدكتوراه في الآثار من كلية الآداب بجامعة عين شمس سنة

١٣٧٤هـ (١٩٥٤م)، ثم كان عالم آثار بحامعات القاهرة والإسكندرية والكويت، ومات نحو ١٩ ربيع الأول، ١٦ آذار (مارس).

عنوان رسالته في الماجستير: بعض المباني الأثرية التي لم ينشر عنها من قبل أو التي كانت المعلومات المعروفة عنها غير كافية. وفي الدكتوراه: أمنيوفيس الثاني على ضوء الحديدة.

ومما طبع له: التاريخ (مقرر دراسي، واحد منه مع نبيل ضهبوب، والآخر مع أحمد عبدالرحمن الشيخ)، الشرق الخالد: مقدمة في تاريخ وحضارة الشرق الأدبى من أقدم العصور حتى عام ٣٢٣ ق.م.



عبدالحميد أحمد يونس (١٣٢٨ - ١٤٠٩ه = ١٩١٠ - ١٩٨٨م) من روَّاد الأدب الشعبي.



حصل على الدكتوراه من قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، وكان موضوع رسالته «سيرة بني هلال ومغامرات أبي زيد الهلالي». عمل مترجمًا ومخبرًا صحفيًا ومحررًا وكاتبًا، ثم

<sup>(</sup>١) معجم البابطين لشعراء العربية.

عضوًا في هيئة التدريس بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة القاهرة، فأستاذًا ورئيسًا للقسم. وقد فقد بصره وهو لم يزل في سن السادسة عشرة من العمر، بسبب انفصال في شبكية العين، نتيجة حادث كرة قدم. والغريب أن الحادث نفسه قد حرى لابنه أحمد يونس بعد ثلاثين عامًا تقريبًا ونتج عنه كف بصره!!

له العديد من الأعمال الأدبية والعلمية منها: اشتراكه مع مجموعة من المترجمين لترجمة (دائرة المعارف الإسلامية) التي ألفها المستشرقون باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ترجمة كتاب (الزواج) للعالم الأنثروبولوجي إدوارد مارك، كما ترجم للشاعر الهندي (طاغور)، وترجمة كتاب شاركه في ترجمة هذا الكتاب حافظ جلال، وترجم مع عثمان نويه ورمزي ياسين كتاب وللسفة الجمال).

وألف كتبًا عدة مثل: معجم الفولكلور، الهلالية، الحكاية الشعبية، خيال الظل، الظاهر بيبرس، دفاع عن الفولكلور(١٠.

#### عبدالحميد الإسلامبولي (۰۰۰ - ۱٤۳۳هـ = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م)

صحفي.

من مصر. التحق بالأهرام مبكرًا، وعمل فيها محررًا للشؤون الدبلوماسية عام ١٣٦٨ه (١٩٤٨م)، وملحقًا صحفيًا للسفارة المصرية بواشنطن، ثم مستشارًا صحفيًا لوفد مصر بالأمم المتحدة، كما

(١) لوامع المكنوفين العرب ص٣٩، أعلام مصر في القرن العشرين ص٣٩، ١٤٢٦/٣/٢٠ (١٩٤١هـ)، العشرين ص٣٩، ١٤٢٦ (١٩٠٠) الفيصل ع١٤١٦ (ربيع الأول ٤٠٤١هـ) ص١١٥، وأجرت مجلة تعرف المستحيل: هؤلاء تحدوا الصعاب ص٣٢، وأجرت مجلة الفيصل معه لقاء نشر في العدد ٦٠. وهو غير «عبدالحميد يونس» مدير التلفزيون المصري، الذي توفي عن ٧٠ عامًا، يترايخ ٢٢ سبتمبر ١٩٨٤م.

ترأس قسم التحقيقات الخارجية بالأهرام عام ١٣٩٧ه (١٩٧٧م)، وكان أحد أبرز صحفيي الأهرام، وصار مستشار التحرير فيها، وحصل على وسام العلوم والفنون. توفي صباح يوم الجمعة، ٢١ جمادى الأولى، ١٣ أبريل.

راجع ترجمة عدة كتب، وله عدة مؤلفات، ومما ترجم منها: الاشتراكية والفاشية في ثلاثينيات القرن العشرين/ حورج دوجلاس هواردكول<sup>(٢)</sup>.

عبدالحميد الأنشاصي = عبدالحميد بن عبدالفتاح الأنشاصي

عبدالحميد بدر شنقير (١٣٣١ - ١٠٤١ه = ١٩١٢ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحميد البطريق = عبدالحميد بن محمد البطريق

**عبدالحمید بعلبکي** (۱۳۰۹ – ۱۶۳۰ه = ۱۹۶۰ – ۲۰۱۳م) رسّام شاعر.



من بلدة العديسة جنوبيَّ لبنان. تخرَّج في معهد الفنون الحميلة، وتابع دراساته العليا

 (٢) الأهرام ع ٤٥٧٨٥ (٤٣٣/٥/٢٢) ١هـ). وقد ذكر وديع فلسطين في مقال له أنه أدين في قضية سياسية وسجن، ولم يبين حقيقة الأمر.

في باريس. ثم زاول مهنة التدريس في المعهد الذي تخرَّج فيه، وكان موهوبًا: شاعرًا، كاتبًا، رسّامًا، نحّاتًا، مصورًا، وتخصَّص في الفنِّ الجداري، من جدارياته: عاشوراء، الغربة، الحرب الأهلية. شارك في معارض مستقلة، تأثر بالسريالية، ورسا على الكلاسيكية، ومارس التصوير الفوتوغرافي، وكان منزويًا. ترك مجموعة من الحرب الأهلية أتلفت أكثر من (٧٠٠٠) أعمال النحت، وكون مكتبة ضخمة، لكن الحرب الأهلية أتلفت أكثر من (٧٠٠٠) فاشترى أمثالها بأموال ضخمة، واحتفظ فاشترى أمثالها بأموال ضخمة، واحتفظ بوثائق مهمة وفريدة. توفي يوم الثلاثاء ١٤ صفر، ١٧ كانون الأول (ديسمبر).

أصدر مجموعات شعرية: لكيلا يكون الصمت، خواطر في العشق، ماذا يقول الليل.

إضافة إلى كتابين: أصداف ملوّنة، ود لمثواها.

وسبعة مخطوطات: رباعيات الخيام، فصول من المأثور الشعبي، حكى مرايا، هكذا تكلم عبدول، فصول من الذاكرة، نار من الذاكرة، لغة الجدود<sup>(٣)</sup>.

عبدالحميد البكوش = عبدالحميد مختار البكوش

عبدالحميد التحافي = عبدالحميد عبدالمجيد التحافي

عبدالحميد توفيق زكي (١٣٣٦ – ١٤١٩ه = ١٩١٧ – ١٩٩٨م)

عالم موسيقي.

اسمه الكامل: عبدالحميد توفيق أحمد زكي إبراهيم.

ولد في القاهرة. حصل على شهادة

(۲) المستقبل ع ٤٨٩٦ (١٩/١٢/١٣م)، الحياة (بالتاريخ السابق).

الدراسات العليا من كلية متلوك بإنجلترا. ضابط برتبة عميد. مفتش عام المعاهد الموسيقية الحرة، مقرر التربية الموهوبين، محافظة القاهرة. مدير مركز الموهوبين، أستاذ التذوق الموسيقي بأكاديمية الفنون، مؤسِّس فرقة الفنون الشعبية، رئيس الجمعية الموسيقي. حضر العديد من المؤتمرات في الداخل والخارج، مات في ١٧ شعبان، ٦ ديسمبر.

ألف (١٠) كتب في الموسيقى، منها: المدخل للتذوق الموسيقي، قصة المسرح الغنائي العربي، رائدات التأليف الموسيقي المصري، القوالب الموسيقية والصيغ المشتركة بين الشرق والغرب، المسرح الغنائي في ٧ آلاف سنة، أعلام الموسيقى المصرية عبر ١٥٠ سنة ١٠٠٠.

عبدالحميد ثابت كيلاني (١٣٤٠ - ١٤١٦ه؟ = ١٩٢١ - ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحميد ثابت مشوَّح (١٣٦٠ - بعد ١٤٢٠ه = ١٩٤١ - بعد ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحميد الجندي = عبدالحميد محمود الجندي

**عبدالحميد حامد مشخص** (۱۳۳۳ - ۱۶۳۱ه = ۱۹۱۳ - ۲۰۱۰م) إداري أديب.

(۱) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص١٩٢، موسوعة أعلام مصر ص٢٩٣، موقع مصرس (١١/١/٢).



من مدينة جدة. تعلم بمدرسة الفلاح، وعمل في أكثر من قطاع حكومي، فكان رئيسًا لمكتب وزير الزراعة، ورئيسًا لتحرير بحلة (الزراعة) الدورية بها، وملحقًا بالسفارة السعودية في مصر، ومن رواد الحركة الرياضية، فتولًى رئاسة نادي الشباب، ونادي الاتحاد، كما عمل في الاستخبارات العامة. وكان صاحب صالون أدبي بمنزله في القاهرة (١٧ عامًا)، ومن المشتغلين بالأدب. أُهديت مكتبته بعد وفاته إلى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، وبلغت مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، وبلغت السعودية. توفي يوم الأحد ١٧ محرم، ٢ السعودية. توفي يوم الأحد ١٧ محرم، ٢

له: دراسات فكرية: العواد: أبعاد وملامح (مع محمد سعيد باعشن)، رفات عقل لحمزة شحاتة (جمع وتلخيص)، قصائد للشاعر طاهر أبو فاشا. وله أشعار منشورة (بالعامية)، ومقالة – أو مقالات – في كتاب «نفثات من أقلام الشباب الحجازي»(٢).

#### عبدالحميد حجازي (۰۰۰ - ۱٤۳۳ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م)

من مصر. مؤسّس ورئيس مجموعة الرأي العام الدولية، أسّس أول جوائز عالمية عام

(٢) النزلة اليمانية: حي في ذاكرة جدة / عباس بن محمد سعيد الفضلي، ص٢٠٤، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص١٣٧، موسوعة الشخصيات السعودية ص٣٩٥، الأثنينية ٢٢٥/١٧، أخبار المكتبة (جُلة تصدرها مكتبة الملك فهد) ع ٤٧ (رجب ١٤٣٣هـ) ص ١٠.

١٩٧٩م باسم جوائز الرأي العام الدولية؟ لتكريم (العظماء) والمسؤولين الكبار ورجال الأعمال. ورأس مجلس إدارة دار الرأي العام، وكان صاحب نشاط إعلامي، وأصدر كتبًا ومجلات وموسوعات بلغت أكثر من (٥٢١) مؤلفًا. شيعت جنازته يوم ٢٦ ربيع الأول، ١٨ فبراير.

ومن مؤلفاته: الرأي العام والحرب النفسية. وأشرف على تأليف وتحرير كيتب وموسوعات (٢).

#### عبدالحميد حسن (١٣٠٧ - ١٣٩٦ه = ١٨٨٩ - ١٩٧٦م) لغوي وباحث إسلامي.



ولد في القاهرة. تعلم بالأزهر، وتخرج من دار العلوم. درَّس في الثانويات، ثم بدار العلوم. عضو بمجمع اللغة العربية، وصار أمينًا له من ١٣٩٥هـ حتى وفاته. وكان عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية، ومقررًا للجنة إحياء التراث الإسلامي.

له مقالات كثيرة في الأدب والتربية في صحيفة المعلمين وفي صحيفة دار العلوم، وقدم إلى المجمع (١٢) بحثًا.



عبدالحميد حسن كان الأمين العام للمجمع

(٣) الأهرام ع ٥٥٧٠٠ (١٤٣٣/٣/٢٧هـ) مع إضافات.

ولد في بلدة ميت شهالة، التابعة لمدينة

الشهداء في محافظة المنوفية بمصر، وتعرَّف

على جماعة الإخوان المسلمين هناك. تابع

دراسته العليا في بريطانيا، وحصل منها على

دكتوراه الفلسفة في اقتصاديات التخطيط.

وكان عضو مجلس شورى الإخوان،

ومن مؤلفاته: الأصول الفنية للأدب، القواعد النحوية: مادتها وطريقتها، صفحات من الأدب المصري من العصر الفاطمي إلى عصر النهضة الحديثة، نثر حفني ناصف (بالاشتراك مع مهدي علام)، أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية/ نشر نصوصها ونقلها إلى الإنجليزية وعلق عليها أدولف جروهمان؛ حقق النصوص ونقل التعليقات جلوهمان؛ حقق النصوص ونقل التعليقات وعبد العربية وعلق عليها عبدالعزيز الدالي وعبدالحميد حسن (٦مج أو أكثر؟)، الألفاظ اللغوية: خصائصها وأنواعها(١).

لعم أكسى عابيً فالمترابً ولا ماكسى عابيً فلا وطل ولا سائي المبين الحل وطل سلام مع على العاشية بن ما المعاشية بن ما بين أحمية الإبيج محفوا يرطوف عالي المجللي عالم المعارب الناجي الناجي الناجي المناجية ما المنافقي عبام المعاطسوس في من مؤرخ النانيمين الفعن وقال سلام ما عالما الذاء

عبدالحميد خريف (خطه)

عبدالحميد حسن (۰۰۰ – ۱۲۲۷ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحميد حسن خريِّف (١٣٧٠ - ١٩٥٥ه؟ = ١٩٥٠ - ٢٠٠٤م) شاعر غنائي.



ولد في نفطة بتونس. درس في كلية الآداب، عمل محررًا في العديد من الصحف والدوريات المحلية والعربية، كما عمل ملحقًا إعلاميًا، وفي مؤسسة إعلامية بحدّة، ومنتجًا في الإذاعة والتلفزيون التونسيين. عضو مؤسس لنادي الشعر. كتب الشعر والمسرحية الغنائية مع مساهمات أدبية

(١) المحمعيون في خمسين عامًا ص١٥٢.

صدر فيه كتاب: عبدالحميد خريِّف: حياته وأعماله الأدبية والصحفية / نور الدين بالطيب.

ودواوينه الشعرية: الشمس تشرق من جنوب، التابوت والأسطورة، ليلى والبراق (لم يذكر وضعها)، التيه والسبايا (مسرحية)، حمامة السلام (مسرحية للأطفال). إضافة إلى عدد من المسرحيات الغنائية التي تم تلحينها (٢).

عبدالحميد حسن الغزالي (١٣٥٥ - ١٤٣٢ه = ١٩٣٧ - ٢٠١١م) اقتصادي وخبير مصرفي تنموي ومستشار سياسي داعية.



(٢) معجم البابطين ٦/٨٤.

ومسؤولًا عن القسم السياسي نحو ثماني سنوات، والمستشار السياسي للمرشد العام للإخوان. ألقى القبض عليه تلاث مرات. وقال في حوار معه مع صحيفة (المصري) يوم ۲۰۰۹/۱۰/۲۹: «نحن في مصر والحمد لله وصلنا إلى رقم (١٥) مليون إخواني، حيث يوجد (١٠) ملايين يسمون «إحوان عاملين» في الجماعة، بينما الخمسة الآخرون مؤيدون لأفكارها، وهذه ليست أماني ولكنها إحصاءات. أما عن عدد الإخوان خارج مصر فلا أعرف الرقم بالضبط». وكان أستاذًا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة منذ عام ١٣٨٨هـ، ومؤسِّس ورئيس قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ومدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية بالقاهرة، ومستشارًا اقتصاديًا للمصرف المذكور، ونائب جمعية الاقتصاد الإسلامي المصرية، وخبير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة باليمن، وخبير برنامجها للتنمية الصناعية بالكويت، ومستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورئيس لجنة تنسيق البحوث بين البنوك الإسلامية، ووكيل نقابة التجاريين، وأستاذًا زائرًا في العديد من الجامعات العربية والإسلامية، وعضوًا في مؤتمرات سياسية واقتصادية داخل مصر وخارجها، وشارك في ندوات وورش عمل حول المصرفية الإسلامية، وأشرف على العديد من الدراسات والرسائل العلمية في الجامعات

في مجال المصرفية الإسلامية. وقد كرَّس

حياته في حدمة الدعوة الإسلامية ونشر الفكر الاقتصادي الإسلامي، وله العديد من المقالات في هذا الشأن، وقد توفاه الله تعالى يوم السبت ٣ رجب، ٤ يونيو. وله كتب في مجال تخصصه، منها: الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي، أساسيات الاقتصاديات النقدية وضعيًا وإسلاميًا، الإنسان أساس المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، التخطيط الاقتصادي في ظل غياب الإحصاءات الأساسية، حول المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، مذكرات في اقتصاديات السكان، دراسة حدوى المصرف الإسلامي، حول أساسيات المصرفية الإسلامية. وبحث بعنوان: أسس خطط الطوارئ البديلة للإنفاق الحكومي. نشر في مجلة: دراسات الخليج والجزيرة العربية (شوال ١٣٩٦هـ) ص٩ - ٢٤ (١).

عبدالحمید بن حسین الصغیر (۱۳۳۷ - ۱۶۱۹ه = ۱۹۱۸ - ۱۹۹۸م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالحميد بن الحسين الصوفي (١٣٣٧ - ١٤٢٥ هـ = ١٩٢٠ - ١٩٣٠م) قاض متصوف لغوي، عالم مشارك. وتأتي شهرته: التمكنسي.



 (١) موقع مدار برس (٢٠١١/٦/٤)، موقع دليل المطبوعات العربية: نظام إدارة مطبوعات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، الموسوعة الحرة ٤ يونيو ٢٠١١م.

ولادته بقرية بيكودين، من قبيلة إدوازيكي، في الجزء الجنوبي الغربي من الأطلس الكبير بالمغرب، وكان والده شيخ الطريقة الدرقاوية بالمنطقة. أخذ عن والده وشيوخ آخرين، وعن محمد المختار السوسي بمراكش، وأسندت إليه إدارة الأحباس بتارودانت، ثم عين قاضيًا، ومارس القضاء نحو تلاثة عقود، ثم تفريغ لأمور الزاوية وتفقيه الناس في دينهم. وكان متصوفًا فقيهًا وأديبًا شاعرًا.

صدر فيه كتاب: العلامة عبدالحميد الصوفي: أعماله العلمية وإبداعه الأدبي. ومن تصانيفه: نفحات من شعر عبدالحميد الصوفي، ذخيرة المستفيد في ترجمة سيدي عبدالحميد، الإكسير في تعريب مشلح الشيخ الكبير، تيليلا في تشليح الرسالة، المعجم العربي الأمازيغي، رحلة إلى العمرة، الأسئلة والأجوبة للسيوطي (ترجمه إلى الأمازيغية). إضافة إلى مذكرات وتقاييد وكناشات. وكلها مخطوطة ماعدا الأول").

#### عبدالحمید حمروش (۱۳۵۲ - ۱۹۲۱هـ = ۱۹۳۳ - ۲۰۰۰م)

محرر صحفي.

من مواليد المنوفية بمصر. حفيد شيخ الأزهر إبراهيم حمروش. تخرَّج في كلية التجارة بجامعة القاهرة. وبدأ حياته العملية بمؤسَّسة دار التحرير للطبع والنشر، فكان مديرًا عامًا وعضو مجلس الإدارة المنتدب بما عشرين عامًا، ثم انتقل إلى مؤسَّسة دار المملال نائبًا لرئيس مجلس الإدارة ومديرًا عامًا للمؤسَّسة، ثم انتقل إلى مؤسَّسة دار الشعب، وبقي فيها حتى وفاته. وقد حاضر في الجامعة الأمريكية، وأصدر مجلة (التحرير)، وكان عضو المجلس الأعلى

للصحافة، وعضو نقابة الصحفيين، وتوفي يوم ٨ رجب، ٦ أكتوبر.



مجلة التحرير أصدرها عبدالحميد حمروش

ومن مؤلفاته: الصين الصديقة (مع راجي عنايت)<sup>(۱۲)</sup>.

#### عبدالحمید خان باشانی (۱۳۰۳ – ۱۳۹۱ه = ۱۸۸۰ – ۱۹۷۱م) سیاسی حزبی مناضل.

مؤسِّس رابطة عوامي في بنغلاديش سنة ١٣٦٩ه (١٩٤٩م)، الزعيم التاريخي للعمل من أجل استقلال بلاده. عُرف بمعارضته المستمرة للبريطانيين والباكستانيين والهند ولحكومة مجيب الرحمن، كما عُرف بنزعته الدينية، خاصة في طروحاته حول «الاشتراكية الإسلامية»؟ وكان مفضلًا سياسيات الاقتصاد الاشتراكي، والتفَّ حوله العديد من المنويين (نسبة إلى الزعيم الصيني ماو تسي تونغ). نادى بالنضال المسلح دون القيام بخطوات عملية. اختلف مع قيادة رابطة عوامى التي اتهمها بانتهاج سياسة خارجية تابعة للغرب، فتركها وأسَّس مع الجناح اليساري فيها حزبًا جديدًا سماه «حزب عوامي الوطني». كرَّس سنواته الأخيرة للقيام بحملات عنيفة ضدًّ «التوسعة الهندية»(٤).

## عبدالحميد خريّف = عبدالحميد حسن خريّف

(٣) مما كتبه شكري القاضي في الجمهورية ٢٠١١/٤/٢٢م،
 الأهرام (١٥ أكتوبر ٢٠٠٠م).

(٤) الموسوعة السياسية والعسكرية ٢/٢٥٢، الموسوعة العربية العالمية ١٤٥٢/٠، موسوعة السياسة ٤٧٤/١.

(٢) مدونة المترجم له (٢/٢/٣).

#### عبدالحميد الدواخلي (۰۰۰ – بعد ۱۳۹۳هـ = ۰۰۰ – بعد ۱۹۷۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالحميد راضي الحسني (۱۳۳۳ - ۱٤۱۰ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۰م) شاعر وطني.

من بغداد. تلقَّى دراسته في مدارس بغداد ومعاهدها، ودرَّس اللغة العربية في كلية اللغة العربية بجامعة بغداد، وكان من أساتذة العروض الكبار، وطبع مسرحيات شعرية له وهو دون الثلاثين.

من آثاره تأليفًا وتحقيقًا: ثورة العراق الكبرى (مسرحية شعرية)، ثورة العرب الكبرى (مسرحية شعرية)، شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، شعر عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب (جمع)(۱).

#### عبدالحميد ربيع عبدالجواد (١٣٣٥ - ١٣٩٨ه = ١٩١٦ - ١٩٧٨م) أديب شاعر.



ولد في قرية قمبيش الحمراء بإقليم بني سويف في مصر. حصل على العالمية من قسم اللغة العربية بالأزهر، من المؤسسين لرابطة الأدب الحديث بالقاهرة. وكان مطلعًا على مختلف الثقافات، متابعًا لحركة الآداب العربية. ثم إنه عمل موجهًا للغة

 (١) معجم المولفين العراقيين ٢٣٦/٢، معجم المولفين والكتاب العراقيين ٢٩/٤، معجم البابطين لشعراء العربية (وفيه وفاته: ١٤١٢هـ، ١٩٩١م).

العربية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وبحا مات في شهر شعبان قبل أن يناقش رسالته الجامعية.

صدر له مطبوعًا ديوان: الفيصليات. وله أعمال أدبية وشعرية كثيرة لم تطبع، من قصص وأدب وتراجم وشعر، إضافة إلى رسالته الجامعية عن الشاعر فؤاد الخطيب(۲).

#### عبدالحميد الرفاعي (١٣٤٥ - ١٤١٤ه؛ = ١٩٢٦ - ١٩٩٣م) حقوقي إداري.

من الشام، حاصل على الدكتوراه في القانون (تخصص العلوم المالية والإدارية). كتبه: المبادئ العامة للحقوق الإدارية والتنظيم الإداري، المبادئ العامة في الحقوق الدستورية، القرارات الإدارية وأساليب مراقبتها المالية والإدارية، محاضرات في المبادئ العامة للقانون الإداري، التكاليف في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، القضاء الإداري بين الشريعة والقانون.



عبدالحميد زايد = عبدالحميد أحمد زايد

**عبدالحمید بن زین** (۱۳٤٥ – ۱۶۲۳ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۰۳م) صحفي ریادي.

(۲) الأزهر (رمضان ۱٤٠٥هـ) ص۱٤۸۲، كتب وأعلام ص۲٤٨.



من الجزائر. مناضل، شارك في إعادة إصدار حريدة «الجزائر الجمهورية» بالفرنسية، عميد الصحفيين الجزائريين، من مؤسسي منظمة المقاومة الشعبية وحزب الطليعة. أحدث بعد وفاته «جمعية أصدقاء عبد الحميد بن زين».

وصدرت الترجمة العربية لرواية «تالغودة" لعمر مختار شعلال، وتحكي جزءًا من سيرة المترجم له وكفاحه الصحفي ونضاله في الحركة الوطنية خلال الفترة ١٩٣١-في الحركة الوطنية وسطيف.

ألف (١٠) كتب جلها تدور حول فترة الاحتلال، بينها: مذكرات يروي فيها قسوة الحياة التي عاشها بعد الاستقلال لمدة (٢٤) سنة، المحتشد، يوميات مسيرة، لومباز، الحبل والسهل. وكلها بالفرنسية (٣٠).

عبدالحميد السايح (١٣٢٥ - ١٤٢١ه = ١٩٠٧ - ٢٠٠٠م) عالم قاض وزير.



ولد في نابلس. حصل على العالمية من (٣) البيان ٢٠٠٣/٣/٨م، مع إضافات.

الأزهر، وشهادة التخصص في الشريعة الإسلامية من مدرسة القضاء الشرعي

بالقاهرة. عاد مدرسًا، فقاضيًا، فرئيسًا لحكمة نابلس. اعتقلته السلطات البريطانية، اشترك في تأسيس فرع لمؤتمر الأندية الإسلامية في مدينته، وكذلك فروع لجمعيات الشبان الإسلامية، عُزل عن عمله ونُفي، ثم عاد ليعيَّن سكرتيرًا عامًا للمجلس الشرعي الإسلامي، فقاضيًا شرعيًا للقدس، ورئيسًا لمحكمة الاستئناف. وبعد حرب ١٩٦٧م كان أول الذين أبعدهم اليهود إلى الضفة الشرقية. وعيِّن رئيسًا لمحكمة الاستئناف الشرعية بعمَّان، وكان عضوًا في المحلس الوطني الفلسطيني. كما تولى وزارة الأوقاف بالأردن، وكان قاضيًا للقضاة، إضافة إلى منصبه الوزاري. شارك في مؤتمرات وندوات عربية وإسلامية وساهم في إبراز القضية الفلسطينية، ثم انتخب رئيسًا للمجلس الوطني الفلسطيني، وقدم استقالته عندما دخلت المنظمة في الصلح مع اليهود، بعد نحو (١٠) سنوات من توليه المنصب. ومات في (٩) شوال بعمّان.

## وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية

#### عبدالحميد السايح كان وزيرًا للأوقاف

ومما كتب فيه: الشيخ عبدالحميد السائح: حياته وفكره ومواقفه/ زياد أحمد سلامة، ۲۱۱۱ه، ۳۳۰ص.

وله (٢٨) كتابًا، منها: التضامن الاجتماعي في الإسلام، واجبنا نحو ناشئتنا، مبادئ الدين الإسلامي (٦ج، مع آخرين)، نهج الإسلام (٤ جه، مع آخرين)، مكانة القدس في الإسلام، غزوة بدر الكبرى، ماذا بعد

إحراق المسجد الأقصى، الإسلام بين القديم والجديد، أثر الإسلام في الحضارة العربية، التربية الإسلامية (سلسلة كتب مدرسية، بالمشاركة)، عقيدة المسلم وما يتصل بها، أهمية القدس في الإسلام، الشيخ الطوسى من العلماء الذين يتبعون القول بدليله، أحكام العقود والبيوع في الفقه الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي، الفتاوي (٢جـ)، الإرهاب: أنواعه وأخطاره. وله كتب أخرى مطبوعة ومخطوطة أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

### عبدالحميد أبو سبع (٠٠٠ - ١٤٣١هـ = ٠٠٠ - ٢٠١٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحميد السراج (£371 - 3731a = 0781 - 71.7a) ضابط وزير.



من مواليد حماة السورية. تخرَّج في الكلية الحربية بحمص، وفي كلية أركان الحرب بباريس. قاتل في فلسطين عام ١٩٤٨م، وكان قريباً من أديب الشيشكلي رئيس سوريا، عيِّن رئيساً للمخابرات، وترأس التحقيقات ضدَّ الحزب القومي السوري، وأيام الوحدة مع مصر عيِّن وزيراً للداخلية،

(١) تراجم أعلام مدينة نابلس ص٢٨٦، الرياض ع١١٨٨٨ (١١٠/١٠/١٥)، البعث الإسلامي ع٥ (۱۲۲۲هـ) ص۱۰۰ (وورد اسمه هنا «عبدالرحيم» خطأ)، والكتاب الذي صدر فيه، الوزراء الخزبيون ص٣٥٠، من أعلام الأدب والفكر في فلسطين ص٢٥٢، العالم ع٣٨ (جمادي الأولى ١٤٢٣هـ) ص١٧٠.

ونظم جهاز الشرطة والأمن في سوريا وفرض عليها حكماً بوليسياً، وعُرف بعدائه لعبدالحكيم عامر. عينه جمال عبدالناصر نائباً لرئيس الجمهورية العربية المتحدة، لكنه استقال في ٢٦ أيلول (سبتمبر) ١٩٦١م. وعند الانفصال أودع السجن بدمشق، ولكن المحابرات المصرية تمكنت من تمريبه إلى بيروت فالقاهرة، وتولَّى هناك مناصب إدارية، وبقيت علاقته بعبد الناصر متميزة، وكان يثق به ويعتمد عليه في العقوبة والتنكيل. وقد حوَّل سوريا إلى سجن كبير. شيعت جنازته يوم الاثنين ١٧ ذي القعدة، ٢٣ سبتمبر (أيلول) في القاهرة.

صدر فيه كتاب: السلطان الأحمر/ غسان

وطبع له كتيب عام ١٣٧٩هـ بعنوان: المؤامرة السعودية الكبري(٢).

عبدالحميد سرايا (+371 - ++312 = 1791 - + 1914) كاتب صحفى.



من مصر. مجاز في اللغة الإنجليزية من كلية الآداب، تتلمذ على الأديب محمد مندور، وعاش قرابة (٤٠) عامًا في خدمة الصحافة، بدأها بعد تخرجه من الجامعة عام ١٣٦٢هـ (١٩٤٣م) في جريدة المصري مندوبًا لها عدة أشهر في وزارة المعارف، ثم انتقل إلى

(٢) الموسوعة الحرة ٢٠١٣/٩/١٣م، موقع المعرفة (إثر وفاته) وإضافات.

جريدة «صوت الأمة» للعمل بقسم الترجمة، ومنها إلى القسم الخارجي بجريدة الأهرام، ثم إلى جريدة الأخبار في أعقاب تأسيسها عام ١٣٧٢ه (١٩٥٢م). ومنها إلى وكالة الشرق الأوسط مديرًا للتحرير فيها، ثم عاد إلى الأهرام ليصوغ الموضوعات السياسية الحساسة والمعقدة في صدر الصفحات الأولى، وأصبح نائبًا لرئيس تحرير الأهرام. ومات بعد عشرة أعوام من المرض. من آثاره: كيف تصبح صحفيًا/ كارل مريد (ترجمة)(۱).

عبدالحمید بن سعد السعودي (۰۰۰ - ۲۰۲۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۱م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالحميد سعداوي ( ۱۳۸۹ - ۱۴۲۸ هـ = ۱۹۶۹ - ۲۰۰۷م) من قيادات القاعدة. اسمه الحركي (يحبي أبو الهيشم).



من مواليد برج منايل في بومرداس بالجزائر. التحق بالجماعة الإسلامية المسلحة، وكان أميرًا لكتيبة الأنصار من سنة ١٤١٣ - لاعرة ولما تأسّست الجماعة السلفية للدعوة والقتال عين أميرًا للمنطقة الثانية في التنظيم، وكان يشرف على أهم الكتائب النشطة في ولايات بومرداس وتيزي وزو والبويرة والعاصمة. ولما انضمّت الجماعة

(١) مائة شخصية ص١٤٨، أعلام مصر في القرن العشرين ص٢٩٤.

السلفية لتنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) عيِّن مسؤولًا عن العلاقات الخارجية والتنسيق الداخلي بين الكتائب والسرايا خاصة، إضافة إلى كونه المسؤول المالي. قُتل في حاجز أمني بتيزي وزو يوم الأربعاء ٥ ذي القعدة، ١٤ نوفمبر(٢).

عبدالحميد سليمان زيدان (١٣١٧ - ١٤٠٠ه = ١٨٩٩ – ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحميد سيِّد أحمد بكُّور (١٣٤٦ - ١٤١٩هـ = ١٩٢٧ - ١٩٩٨م) شيخ أزهري.

ولد في بلدة ديروط بمحافظة البحيرة. تخرَّج في كلية الشريعة بجامعة الأزهر، وحصل على إجازة التدريس، درَّس في المعاهد الأزهرية، ثم رقي مفتشًا، فشيخًا (مديرًا) لمعهد مدينة كفر الدوار، ثم كان وكيل وزارة لمنطقة الإسكندرية (الأزهرية)، ونظم الشعر.

قدمت فيه رسالة دكتوراه بعنوان: الشيخ عبدالحميد أحمد بكور: حياته وشعره/ فرج الله محمود الشاذلي، كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، فرع إيتاي البارود، ٤١٨ ١هـ. وله ديوان شعر مخطوط (٣).

عبدالحميد السيد حرحش (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحميد السيد محمد عبدالحميد (٠٠٠ – ١٤٢٤ه = ٠٠٠ – ٢٠٠٤م) أديب لغوى.

من مصر. حصل على الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام ١٤٠٠هـ،

(۲) الأهرام ع۲۷۱۲ (۱/۱۸ ۱/۱۲۸ه)، النهار الجدید
 (۲) ۱/۱۱/۱۸ م) نقلًا من موقع جزیرس.
 (۲) معجم البابطین لشعراء العربیة.

ثم كان أستاذ اللغويات في كلية الآداب بجامعة قنا (أسيوط سابقًا)، وعميد معهد الدعاة.

له مؤلفات عديدة، منها: الطريق المعبد إلى علمى الخليل بن أحمد: العروض والقافية، المهذب في محاسن اللغة العربية وخصائصها وما في القرآن الكريم من المعرب، بلوغ الأرب في الواو في لغة العرب، تصريف الأفعال، النسب، كتب قواعد الإملاء والخط وطرق تدريسها، شرح ألفية ابن مالك لابن جابر الأعمى (تعليق وتحقيق وشرح الشواهد، وأصله دكتوراه)، البهجة المرضية في تيسير كتاب تنقيح الأزهرية، مفتاح الإعراب، س وج لتوضيح وتيسير علم الصرف، س و ج لتوضيح وتيسير علم النحو، كتاب الباء، طريق الهدى إلى تيسير شرح قطر الندى وبل الصدي لابن هشام الأنصاري، تيسير النحو من شرح ابن عقيل مع العرض في عبارات هادفة وأسئلة طيبة، النكاح في الجاهلية والإسلام. وكتب أخرى له أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين).



عبدالحمید الشاعري (۱۰۰۰ - ۱۹۱۸ه؟ = ۰۰۰ - ۱۹۹۸م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالحمید شرف (۱۳۵۷ - ۱۶۰۰ ه = ۱۹۳۸ - ۱۹۸۰م) سیاسی ودبلوماسی وزیر.



ولد في بغداد، والده الشريف شرف بن راجح الذي إلى بغداد عام ١٣٤٥ه إثر انتهاء الحكم الهاشمي في الحجاز، حيث التحق بالملك فيصل الأول. جاء المترجم له إلى عمَّان وهو في السادسة من عمره، والتحق بالجامعة الأمريكية في بيروت، واختار الفلسفة ميدانًا للتخصص، ثم حصل على الماجستير في العلوم السياسية. وهناك انتسب إلى حركة القوميين العرب، وانصبٌ نشاطه الفكري على تحرير نشرات الحزب الداخلية، والكتابة في مطبوعتها الدورية «الثأر»، وفي صحيفتها الأسبوعية «الحرية»، وتوقفت عضويته قبل عودته نَفَائيًا إلى الأردن عام ١٣٨٢هـ (١٩٦٢م). وكان قد اعتقل في الأردن في صيف عام ١٩٥٨م إثر قيام الحركة بنشاط واسع بعد استقدام القوات البريطانية إلى الأردن، غير أن فترة الاعتقال لم تطل. عيِّن مديرًا للشؤون العربية والفلسطينية بوزارة الخارجية، ثم كان وزيرًا للإعلام، ثم سفيرًا في واشنطن، وبعدها مندوبًا دائمًا للأردن في الأمم المتحدة، وعاد سنة ١٣٩٦هـ (١٩٧٦م) ليتولى منصب رئاسة الديوان الملكي. وكلف بتشكيل الوزارة بعد استقالة مضر بدران، بتاریخ ۲۰۰/۱/۳۰ هـ الموافق (۱۹۷۹/۱۲/۱۹). ومات في ۲۰ شعبان، ۳ تموز (يوليو).



عبدالحميد شرف كان رئيسًا للوزراء ورئيسًا للديوان الملكى

صدر فيه كتاب: عبدالحميد شرف: قراءة في سيرته وتجربته: وقائع الندوة التي نظمها المركز الأردني للدراسات والمعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة(١).

**عبدالحمید** شفیق شلبی (۱۳۲۱،۱۳۲۱ه = ۲۰۰۱،۱۹۶۲م) طبیب بیطری اکادیمی.



في مواليد بركة السبع بمحافظة المنوفية في مصر. نال شهادة الدكتوراه في الطبّ البيطري من جامعة القاهرة، عمل أستاذاً في محال تخصصه بجامعتي الزقازيق، والفاتح بليبيا، وعميداً لكلية الطبّ البيطري بجامعة قناة السويس، فرئيساً للجامعة، ووكيلاً أول بوزارة التعليم العالي، ومديراً عاماً لمعهد إعداد القادة بحلوان، عضو لجنة التعليم بالأمانة العامة للحزب الوطني، إضافة إلى مناصب دولية أخرى على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط، وانتخب نائباً لرئيس اتحاد الجامعات الإفريقية، وأشرف لرئيس اتحاد الجامعات الإفريقية، وأشرف على دائباً على (٢٦) رسالة ماجستير ودكتوراه. توفي

(۱) والمعلومات السابقة مقتطفات منه، الموسوعة التاريخية الجغرافية ١٩٥/١) الفكر السياسي الأردني/ سعد أبودية ص١٩٥، موسوعة السياسة ٨١٣/٣.

يوم الجمعة ١١ رجب، ٢٩٨ سبتمبر. أحرى أكثر من (٥٠) بحثاً تتعلق بالمشكلات القومية في مجال تخصصه. ورسالته في الدكتوراه: الولادة وأمراضها والتلقيح الصناعي<sup>(٢)</sup>.

عبدالحميد صالح البكر (١٣٣٦ - ١٣٩٦ه = ١٩١٧ - ١٩٧٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحميد صبرة (١٣٤٩ - ١٤٣٥ ه = ١٩٣٠ - ٢٠١٣م) أستاذ تاريخ العلوم.

من مصر. نال الشهادة الجامعية من جامعة الإسكندرية، ودرَس العلوم على يد كارل بوبر في جامعة لندن، وحصل منها على شهادة الدكتوراه عام ١٣٧٥هـ (١٩٥٥م) متخصصًا في علم البصريات والعلوم عند المسلمين، ثم درَّس في جامعة الإسكندرية، وفي معهد فاربورغ، وفي جامعة هارفارد منذ عام ١٣٩٢هـ (١٩٧٦م) حتى تقاعده عام ١٦٤١هـ (١٩٩٦م). وقد ردَّ على المستشرقين في قولهم إن المسلمين استخدموا الثقافة اليونانية وعدَّلوها فقط. مُنح ميدالية جورج سارتور عن مجمل أعماله في تاريخ العلوم. توفي بأمريكا، ونُعي يوم الجمعة ١٧ ميمر.

كتبه وتحقيقاته وترجماته: الشكوك على بطليموس للحسن بن الهيثم (تحقيق مع نبيل الشهابي)، المناظر لابن الهيثم: المقالات ١، ٣ في الإبصار على الاستقامة (تحقيق)، المناظر لابن الهيثم: المقالة الرابعة والخامسة في انعكاس الأضواء ومواضع الخيالات المبصرة بالانعكاس (تحقيق)، رسالة في شرح ما أشكل من مصادرات كتاب إقليدس/

(٢) صفحة عنه في الشبكة العالمية للمعلومات (صفر ١٤٣٥هـ).

هزَّ العالم بإلقائه المميَّز وخطبه الإسلامية

ودروسه الشرعية والوعظية، في شرائط

كاسيت تلقاها الملايين في أنحاء العالم، مع

علم جمّ، وإحاطة بأحوال المحتمع. وقد سجن، مع ما أصيب في عينيه وهو صغير،

وخرج ليفضح الأنظمة المتسلطة... ولما مُنع

وُلد في قرية شبراخيت بمحافظة البحيرة،

وحفظ القرآن الكريم وهو دون العاشرة من عمره، وكان مبصرًا إلى أن صار عمره ثلاثة

عشر عامًا، ففقد نور إحدى عينيه، وفي

سن السابعة عشرة فقد العين الأحرى،

حيث أبي الطبيب معالجته وهو لا يملك

المبلغ المطلوب. التحق بالمعهد الديني

بالإسكندرية، وفي الشهادة الثانوية الأزهرية حصل على تقدير ١٠٠٠٪، وكان ترتيبه الأول على الجمهورية، ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وكان الأول على الكلية طوال سنوات الدراسة، كما

حصل على إجازة التدريس بامتياز. وأثناء

الدراسة الجامعية كان يقوم مقام الأساتذة

بشرح المواد الدراسية في محاضرات عامة للطلاب بتكليف من أساتذته. عُيِّن معيدًا

بكلية أصول الدين عام ١٣٧٧هـ، ولكنه

لم يعطِ سوى محاضرة واحدة للطلاب،

حيث كانت روحه معلقة بالمنابر التي

كان يرتقيها منذ السن الثانية عشرة.

فعمل إمامًا وخطيبًا بمسجد الطحان

في منطقة الشرابية بالقاهرة، ثم انتقل إلى

مسجد المنوفي بالشرابية أيضًا، وفي عام

من الخطابة تفرَّغ للتأليف.

عمر الخيام (ت ٥١٥ هـ) (تحقيق)، الشفاء لابن سينا (تحقيق قسم الرياضيات مع عبدالحميد لطفي)، نظرية القياس الأرسطية من وجهة نظر المنطق الصوري الحديث/ يان لوكاشيفتش (ترجمة)، العلم العربي في حضارة الإسلام (ترجمه إلى العربية عبدالله العمر)، العلم القديم والمدنية الحديثة/ جورج سارتون (ترجمة)، بؤس الأيديولوجيا: نقد مبدأ الأنماط في التطور التاريخي/كارل بوبر (ترجمة)<sup>(۱)</sup>.



عبدالحميد صلاح الدين الحميداني (۲۳۲ - ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ - ۱۹۲۸ م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحميد الطنطاوي = عبدالحميد محمد الطنطاوي عبدالحميد العبّار = عبدالحميد إبراهيم العبّار

عبدالحميد عبدالسلام شمخ (TTT - . 131a = 7191 - . 991a) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحميد عبدالعزيز الصانع (1771 - TP71a = 3PA1 - TVP1a) وجه ثقافي.

(١) الموسوعة الحرة (صفر ١٤٣٥هـ) وإضافات.



من الكويت. شارك في تأسيس المكتبة الأهلية عام ١٣٧٢هـ، وهي أول مكتبة عامة هناك. وكان عضوًا بالنادي الأدبي، كما مارس العمل الصحفى، وأسَّس مجلة «كاظمة» عام ١٣٦٨ه (١٩٤٨م)(٢).



عبدالحميد الصانع أسس مجلة (كاظمة)

عبدالحميد بن عبدالعزيز كشك (1071 - 11312 = 7781 - 78819) خطيب مِصْقَع، عالم داعية مفسِّر، ذو سهم وافر في صنع الصحوة ونشر الثقافة الإسلامية.



(٢) الطباعة والنشر في الكويت ص٧١.

١٣٨٢ه تولى الإمامة والخطابة بمسجد «عين الحياة» بشارع مصر والسودان في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، ذلك المسجد الذي ظل عينًا للحياة قرابة العشرين عامًا، هي عمر الشيخ على منبره إلى أن اعتقل عام ١٤٠١هـ وتم منعه نهائيًا من الدعوة

والخطابة إلى أن لقى ربه أسيرًا ساجدًا بين يديه. وكان قد هاجم السادات، وفساد

الجيش، وزوجة الرئيس المخلة بالآداب. ولم يرض عن الأفكار المتشددة لشكري مصطفى وعبدالسلام فرج. وعندما مُنع من الخطابة حوَّل بيته إلى مجلس علم، وإلى دار يتوافد إليها كل أصحاب الحاجات. ورغم ما روِّج كثيرًا ضده بأنه يدعو للإثارة في خطبه، إلا أن مظاهرة واحدة لم تخرج من مسجده الذي كان يؤمه عشرات الآلاف، فقد كان دائم التوجيه في نهاية خطبه للمصلين بالانصراف في هدوء ونظام.. وكان يحضر خطبه أكثر من سبعة آلاف مصل، يمتلئ المسجد من الثامنة صباحًا، فتفترس الحدائق والبنايات الجحاورة. اعتقل عام ١٣٨٥هـ، وظل في المعتقل عامين ونصف العام، تنقل خلالها بين معتقلات طرة وأبو زعبل والقلعة والسجن الحربي. كما اعتقل عام ١٤٠١هـ. وقد لقى في هذه الاعتقالات عذابًا رهيبًا ترك آثاره على كل جسده. لقد كان الداعية الأول الذي كسر حاجز الخوف عند الدعاة والمدعوين، بجرأته في قول الحق وإعلانه على الملاً. ومن وقفاته الدعوية رحمه الله قوله: «لكي نعرف مأساة الدعاة الإسلاميين، علينا أن نعرف أن في مصر مثلًا ٤٠ ألف مسجد، وعدد المساجد المخصص لها أئمة ألفان فقط، أي أن ٣٨ ألف مسجد دون أئمة، دون دعاة وموضحين يقودون وعى الناس الديني، والسبب في ذلك أن الأزهر - بدعوى تطويره - ترك مهمته الأساسية وهي تخريج الدعاة والأئمة - إلى فروع من التخصصات تقوم بها كليات مدنية. وهذا سبب الفراغ الذي تعاني منه الدعوة الإسلامية في مصر، مما أدى إلى شيوع مبادئ هدامة». وكان رحمه الله ذا نكتة سياسية بارعة وعميقة. من ذلك قوله: اللهم صلِّ على الصف الثاني والثالث والرابع، فقيل له: والصف الأول يا شيخ؟ فقال: دا كله مباحث يا إخوانا. ويقول: إخوانا المباحث في الصف

الأول يتقدَّموا علشان إخوانهم المصلين في الخارج. ويقول: الظلم تسعة أعشاره عندنا في السجن، وعُشره يجوب العالم كله، فإذا أتى الليل بات عندنا! ويقول: في السجن جابوا لنا سوس مفوَّل! أي أن السوس أكثر من الفول! وقيل له في التحقيق: ما عملك؟ فقال: مساعد طيار! وقال: حسني مبارك؟ حيس لا حسن ولا بركه! وقال في إحدى خطبه باللهجة المصرية: كنا نبحث عن إمام عادل أم طلعنا عادل إمام!

ورفض الرحيل من مصر رغم العروض والإغراءات التي انهالت عليه من خارجها، وكان يقول: إن فرار العلماء من مصر خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخها، كالتولي يوم الزحف، لأن مصر هي قلب العالم الإسلامي، وإذا مات القلب مات الجسد كله. وترك ثمانية أولاد، لم يضرب واحدًا منهم، وحقَّظهم جميعًا القرآن الكريم، وقد توفي وهو ساجد قبل أن يذهب إلى صلاة الجمعة، في (٢٥) رجب، الموافق (٢١)

ومما رُثي به رحمه الله قول بعضهم:

في كل قلبٍ مدى الأيام دعْــواهُ في كلِّ خاطــرة تنســابُ ذكراهُ! «عبدالحميد» وهل بالشعر نذكرُهُ ودوحــةُ الشعر فرغٌ من عطاياهُ؟! شمسُ البيان، أمير القول، ناصعُهُ

تحري البلاغـــةُ في وادي ثناياهُ! قل للمنابر، فلتبكي على رجــلٍ

حيِّ المآثر، خفَّاقِ سجاياهُ! عابوا عليه صريح القول ليتهمو

عابوا على حزب داعي الشر دنياه من منبر المسجد الميمون صيحته

تحوب في الأفق أدناه وأقصاه ومما كتب فيه:

إمام خطباء العصر الحديث الشيخ عبدالحميد كشك/ كامل عويضة. منهج الشيخ عبدالحميد كشك في تفسيره (في رحاب التفسير)/ سمر عمر الصفدي (رسالة جامعية من كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية في غزة).

منهج الشيخ عبد الحميد كشك في التفسير/ أحمد الأمين محمد (رسالة ماجستير - جامعة أم درمان الإسلامية، ٢٣ هـ).

منهج الشيخ عبدالحميد كشك في تفسيره/ بسمة خالد أحمد (؟) (رسالة ماجستير – الجامعة العراقية، ٢٤٢٩هـ).

جهود الشيخ عبدالحميد كشك وأثرها في الدعوة الإسلامية: دراسة تقويمية/ بشير حسين أبو زيد (رسالة ماجستير من جامعة الأزهر بطنطا).

وترك رحمه الله (۱۰۸) كتاب، وفي مصدر آخر (۱۰۸) كتاب، و (۲۰۰۰) شريط، بينها (۲۲۵) خطبة. وله مذكرات كما في تعداد كتبه.

وقد توَّج جهوده العلمية بمؤلفه الضخم في عشرة مجلدات «في رحاب التفسير» الذي قام فيه بتفسير القرآن كاملًا، وهو أول تفسير يعرض للجوانب الدعوية في القرآن، ويمثل ضلعًا ثالثًا إلى جانب «في ظلال القرآن» للشهيد سيد قطب، و«الأساس في التفسير» لسعيد حوى.

ومن بين عناوين كتبه التي وقفت عليها: إرشاد العباد إلى طريق الرشاد، الإسلام وأصول التربية، أصحاب النفوس المطمئنة، أيها المسلمون أفيقوا، بناء الأسرة المسلمة، حدد السفينة فإن البحر عميق، الخطب المنبرية، دروس وعبر، دور المسجد في المجتمع المعاصر، صاحب الرسالة العصماء المحمد صلى الله عليه وسلم، صور من عظمة الإسلام، طريق النجاة، فتاوى عظمة الإسلام، طريق النجاة، فتاوى الشيخ كشك: هموم المسلم اليومية، فضل

عبدالحميد بن عبدالكريم العلوجي

(TITI - 01316? = 3781 - 0881q)

القرآن: يوم الحشر، في رحاب التفسير، قصة أيامي: مذكرات الشيخ كشك، كلمتنا في الرد على «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ، كيف الوصول لرضاك يا رب، نور الوعد ونار الوعيد في أهل الجنة وأهل النار، بناء النفوس، الصلاة رأس العبادات، الوصايا العشر في القرآن الكريم، أخلص العمل فإن الناقد بصير، مصارع الظالمين، الوقوف بين يدي الله تعالى، ساعة صفاء الوقوف بين يدي الله نزلت الطمأنينة، رسائل رحمانية النفحات. وكتب أخرى له أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).



عبدالحميد عبدالغنى = عبدالحميد الكاتب

عبدالحميد بن عبدالفتاح الأنشاصي (١٣٢٨ - ١٩٩١ه؟ = ١٩٩٠ - ١٩٩١م) شاعر روائي وكاتب مسرحي.

(۱) المجتمع ع ۱۲۳۰ ص ۱۲۳، ۳۷، و ع ۱۲۳۱ ص ۱۲۰، و ع ۱۲۵۲ ص ۱۲۰۰ و ۱۲۵۲ م ۱۸۵۰ المسلمون ع ۱۲۹ المکثرون من التصنيف ص ۲۸، ۷۲، ۳۷، التاكمرة ۲۹٪ المکثرون العرب ص ۳۵، من أعلامنا ۱۸/۱، التذكرة ۲/۱۶، التقوى ع الت (رمضان ۱۶۱۷) التقوى ع الت (رمضان ۱۶۱۷) هم س ۱۳۰، آخر لقاء مع ۲۰ عالما ومفكرًا إسلاميًا ص ۲۵، موسوعة الحركات الإسلامية واسلامية وإسلامية وإسلامية واسلامية



ولد في الرملة بفلسطين. التحق بجامعة القاهرة طالبًا مستمعًا لمدة عام، التقى خلالها بأعلام الأدب. عمل موظفًا في جهاز الإدارة في العهد البريطاني بفلسطين ١٥ عامًا (أمين سرّ محاكم نابلس الإنجليزية). ثم عمل في الجمارك بالأردن، وفي مستودع أدوية. مال منذ حداثة سنه إلى كتابة القصة وقرض الشعر، مع اطلاع على الآداب الغربية، ونشر قصصًا عديدة في مجلتي الآداب والأديب اللبنانيتين، وله مقالات.

ومماكتب في أدبه:

أديبان راحلان: علي حسين خلف، عبدالحميد الإنشاصي/ عز الدين المناصرة وآخرون.

عبدالحميد الأنشاصي روائيًا وقاصًا/ أيوب خلف مشاقبة (رسالة ماجستير من جامعة اليرموك).

أعماله الأدبية: اليقظة (رواية)، اعترافات عاشق (رواية)، الوفاق الزوجي (رواية)، نحو الهدف (مسرحية)، عطف أمِّ وقصص أخرى، في أوقات الوحدة (شعر، لعله مفقود)، المجد المنحوت (رواية)، من أجل المال (رواية)، أثمار من بستاني، أزهار في حديقتي (ديوان)، قوة الإرادة. وله أعماله أخرى مخطوطة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).



من بغداد. والده ملا (عالم). تخرَّج في كلية الحقوق، درَّس مدة، خاض معارك جدلية وثقافية مع أكثر من شخص وجهة. أسهم في تأسيس تحرير مجلة «المورد» ورأس تحريرها، وعمل مديرًا عامًا لدار الكتب (المكتبة الوطنية)، وتابع وحرر بعض والقراءة ليل نمار، وجمع مكتبة هائلة، ولان مفرطًا في التدخين. انتخب عضوًا في المحديث، وساعد الفقراء، وكان مفرطًا في التدخين. انتخب عضوًا في الجمع العلمي الأمريكي لكنه رفض في المؤرخين العرب، واتحاد الحقوقيين العرب. حضر مؤتمرات ومهرجانات، حصل على وسام المؤرخ العربي وشارات.



عبدالحميد العلوجي أسهم في تأسيس مجلة (المورد) ورأس تحريرها

بلغت مؤلفاته (٤١) كتابًا، و ترك بين يدي ولده غسان مذكراته «ذكريات ومطارحات» في (٦٠٠) صفحة، وأوصاه

(۲) معجم الروائيين العرب ص٢٤٩، موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين ص٢٦٨، الزمان ع١٤٤٤ (٢٠٠٣/٣/٥)، الكتاب الذي صدر فيه، معجم أدباء الأردن. ولد في مدينة الموصل، تخرَّج في معهد

المحاسبة، وعمل رئيسًا للمحاسبين بجامعة

الموصل، ثم نال إجازة من كلية الإدارة

والاقتصاد، وعمل سكرتيرًا لمحلة الجامعة،

ومدير تدقيق برئاسة الجامعة، وكان عضوًا

في جمعية المؤلفين والكتاب العراقيين،

ومارس الكتابة في الصحف منذ سنة

١٣٦٨ه (١٩٤٨م)، ونشر أول قصة له في

معلة (الخواطر)، ثم كتب مقالات في محلات

وحرائد عديدة، عراقية وعربية، ولعل أكثر

ما كتب في (جريدة فتى العراق)، وأخذ

فيها شخصية المدافع عن (تحرير) المرأة،

باتفاق مع إدارة التحرير لغرض ما؟ وتوفي

يوم ١٠ ذي القعدة، ١٧ تشرين الأول.

صدر له: الدم ومعركة المصير (قصص)،

وله من المخطوط: كؤوس الفجر (قصص)،

حصاد الصمت (قصص).

الأفق الجريح (رواية)<sup>(٣)</sup>.

بعدم نشرها نظراً لما تحوي من صراحة متناهية قد تحرج الآخرين ولعلها تجرحهم، وكان يتمنى لو وجد من يرعى مشروعه الضخم «الموسوعة القرآنية» الذي شرع في كتابته منذ سنة ١٣٧٧هـ، بدلاً من أن يقى محفوظاً في صناديق مقفلة.

من عناوين كتبه: الأصول التاريخية للنفط العراقي، الأيمان البغدادية/ جلال الحنفي (تقديم وتعليق، يليه: لأيمان الحلية/ جمعها هادى كمال الدين، الأيمان الموصلية/ جمعها محمد رؤوف الغلامي، مستدرك الأيمان الموصلية/ جمع عبدالمنعم الغلامي. - الأيمان العمارية/ جمع عبدالمحسن المفوعر السوداني، الإيمان الهيتية/ جمع رشاد الخطيب الهيتي، الأيمان السامرائية/ جمع يونس الشيخ إبراهيم السامرائي، الأيمان الناصرية/ جمع عبدالكريم الأمين، الأيمان الكربلائية/ جمع حميد محيد هدو)، الباطنية وتياراتها التخريبية: نصوص مختارة تفضح أهدافها وتدين منازعها (إعداد واختيار)، تاريخ الطب العراقى، جمهرة المراجع البغدادية (جمع وتنسيق وإعداد بالاشتراك مع كوركيس عواد)، حكومات بغداد منذ تأسيسها حتى العهد الجمهوري، حول توثيق الارتباط بالتراث العربي، رائد الموسيقى العربية، الزواج المربوط: موقف العقيدة الشعبية من مأساة العريس المخذول في ليلة الدخلة، الشيخ ضاري: قاتل الكولونيل لجمن في خان النقطة، عِطْر وحِبْر. وله مؤلفات أحرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

**عبدالحمید بن عبدالمجید** (۱۳۲۳ – ۱۳۹۹ه = ۱۹۰۰ – ۱۹۷۸م) أدیب علاَّمة.

لقبه بديع الزمان الكردستاني.

 (۱) موسوعة أعلام العراق ۱۲۳/۱، معجم المؤلفين العراقيين ۲۳۸/۲، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤٧٣/٤، ملونة الدكتور إبراهيم العلاف ۲۰۱۰/۱/۲، ۲م، الحوار المتمدن ع ۲۶۹ (۲۰۱۱/۱/۱۷).



من مدينة سنندج غربي إيران، تلقى دروسه في الحوزة العلمية حتى حاز إجازة التدريس والإفتاء، وأتقن الفرنسية والإنجليزية، توظف في محلس الوزارة الكردية، ثم في الجيش، ثم في مدارس دار الفنون، وأمير كبير، وأديب، إضافة إلى إدارته صحيفة كردستان باللغة الكردية، كما درَّس في كلية الآداب، وكلية المعقول والمنقول في جامعة طهران.

له عدد من المؤلفات، منها: مخزن الأدب في أشعار العرب والعجم، منتخب قصائد فارسي، معيار القروض في علم العروض، منتخب نهج البلاغة، شرح ضادية الطرماح بن حكيم الطائي، شرح باثية ذي الرمة. وله قصيدة لامية الكرد (على غرار لامية العرب، ولامية العجم)، ومجموعة القصائد، وديوان غزليات (فارسي)، ومثنوي بوسه نامه (فارسي) على غرار ليلى ومجنون (۲).

عبدالحميد بن عبدالمجيد التحافي (١٣٥٢ - ١٩٣١ م ١٩٣٣ - ٢٠١٠م) أديب وكاتب صحفى.



(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

عبدالحميد بن عبدالمجيد الدهلوي (١٣٢٥ - ١٤٢٠ه = ١٩٠٧ - ١٩٩٩م)

طبيب الهند، شيخ أطباء أسرة الطبِّ العربي في الهند. محسن كريم.

ولد في دلهي. اشتهر بالحكيم لتضلعه في الحكمة والطب اليوناني والعربي. أسس معاهد علمية ومدارس عامة، وعمَّر حيًّا باسم «همدرد نغر» بدلهي الجديدة، وجعل من الصيدلية التي ورثها من أبيه مؤسسة طبية، وساعد في تنظيم صناعة الأدوية العربية اليونانية على أحدث الأساليب العلمية. ثم جعلها مؤسسة خيرية لصالح الإسلام والمسلمين في الهند خاصة، ولخدمة الإنسانية على العموم. رأس جامعة عليكره الإسلامية. كرَّس جهوده لخدمة المسلمين الإسلامية.

 (٣) مما كتبه إبراهيم العلاف في مدونته (استفدت منها في رجب ١٤٣٢هـ)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤٦٨/٤، موسوعة أعلام الموصل.

وتثقيفهم، فأسس من بعد جامعة همدرد أول جامعة أقيمت للمسلمين بعد الاستقلال، ومعهدًا للتدريب على الوظائف المدنية العالية مما زاد من النسبة المئوية للمسلمين في الوظائف الإدارية الهامة بالهند، وأسس مدينة جامعية متكاملة لغايات حيرية مع الالتزام بالمبادئ الإسلامية، ومن أهدافها اكتشاف المواهب والمنح التعليمية، والاهتمام بالمعاهد العلمية. وألحق بالجامعة مكتبة مركزية تشتمل على مجموعة كبيرة من الكتب الإسلامية في اثنتي عشرة لغة، وأكثر من ستة آلاف مخطوطة، وعشرين ألف كتاب نادر، وأسس ضمن الجامعة «الكلية الإسلامية والعلوم الإنسانية» التي تعد فريدة في القارة الآسيوية بمركزها العلمي ومساهماتها وللاعترافات الدولية بخدماتها في سائر أنحاء العالم. وفيها كليات أخرى.. كما أسَّس عددًا من الهيئات التعليمية والتربوية والثقافية والعلمية والأدبية في (٢٥) مركزًا وهيئة، وقد انضمت جميعها إلى الجامعة المذكورة بعد تأسيسها. وأوقف جميع أملاكه الخاصة لخدمة الإسلام والمسلمين في الهند، ولم يترك لنفسه شيئًا، وقام بمعالجة مئات الآلاف من المرضى بالمحان، وحصَّل جوائز عالمية عديدة. توفي ليلة الخميس ٩ ربيع الآخر، الموافق ٢٢ يوليو (تموز).

حقق كتاب «القانون في الطب» لابن سيناء، الذي ترجمه إلى العربية ثم الإنجليزية (١).

## عبدالحمید بن عبدالمجید الهیتي (۱۳۳۶ – ۱۹۸۱ هـ = ۱۹۹۰ – ۱۹۸۱م) (تکملة معجم المؤلفین)

(۱) البعث الإسلامي ع١٠ (رجب ١٤٢٠هـ) ص٨٦، وع٩ (٤٢٠) هـ) ص٩٥، الداعي ع٧ (٤٢٠هـ) ص٨٥، النشرة الإخبارية ع٤٥ (محرم ٢٢٤١هـ) ص٥٥، موسوعة أعلام العلماء ٢٠٠٩، ورد اسمه في المصدر الأول «حكيم عبدالحكيم». ويعني بالحكيم: الطبيب.

#### عبدالحمید عبدالمحسن عبدالحمید (۰۰۰ – ۱۲۳۶ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۳م) باحث اجتماعی.

من مصر. تابع دراساته العليا في كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، فحصل منها على الماجستير عام ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م)، ثم الدكتوراه... وصار عميد كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم، ومستشار نقابة المحامين. توفي يوم ١٧ ربيع الأول، ٢٩ يناير.

من عناوين كتبه: الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب (مع أحلام الدمرداش)، الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية المسنين في الوطن العربي: النظرية والممارسة، الجماعات في الخدمة الاجتماعية، عمليات خدمة الجماعة، دليل معياري لملاحظة أدوار أعضاء الجماعة، معالجة الشريعة الإسلامية لمشاكل انحراف الأحداث (مع آخرين)، اتصال الجماعة بالجماعات الأخرى في المجتمع الخارجي وعلاقة ذلك بتماسكها: دراسة على مؤسسة دور التربية بالجيزة (ماجستير).

## عبدالحمید عبدالمنعم عقدة (۰۰۰ – ۱۶۲۸ ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالحميد عبدالمنعم فارس (١٣٥٧ - ١٤١٨ه = ١٩٣٨ - ١٩٩٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

## عبدالحمید عبدالنبي عبدالنبي (۲۰۰۰ - قبل ۲۰۰۰ م؟) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالحميد عبدالهادي حسن (١٣٧٤ - ١٤٠٧ه = ١٩٥٤ - ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالحمید بن عبدالوهاب درکل (۱۳۲۲ - ۱۹۱۳ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۹۳م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالحميد عبدالوهاب معلاً (١٣٢٣ - ١٤٢٣هـ = ١٩٠٥ - ٢٠٠٢م) تاجر شاعر.



من قرية ضهر رجب في محافظة طرطوس بسورية، درس على والده وشقيقه المدرّس، ثم مضى إلى الأرجنتين عام ١٣٤٨هـ (٩٢٩ م) وعمل بالتجارة هناك، ورأس تحرير جريدة «الفطرة» في بيونس آيرس، وكان عضوًا في جمعية المغتربين العرب، وصاحب مشاركات ثقافية وأدبية في المهجر.

وطُبع له: في سبيل المحد، العجب في فكاهات الأدب، المعلاً (ديوان)، رباعيات المعلاً، مسيرة مهاجر (شعر)(٢).

عبدالحميد العجمي (٠٠٠ - ٢٠٠٢هـ = ٠٠٠ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحمید علجیة (۱۳۵۰ - ۱۶۲۷ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۰۶م) موسیقار.

ولد في تونس، تتلمذ في الموسيقا على والده وعلى أساتذة آخرين. حصل على دبلوم

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

الموسيقى من المعهد الوطني للموسيقى، وعيِّن رئيسًا لمصلحة الموسيقى بالتلفزيون، قاد مجموعات موسيقية، مؤسِّس مهرجان الموسيقيين التونسيين، واتحاد الموسيقيين التونسيين. مات يوم الأربعاء ٢٧ شعبان، 1 يالول (سبتمبر)(۱).

عبدالحميد العلوجي = عبدالحميد بن عبدالكريم العلوجي

عبدالحميد بن علي الخطي (١٣٣٥ - ١٤٢٧ه = ١٩١٦ - ٢٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحميد علي عطا (۰۰۰ - ۱٤۲٤ه؟ = ۰۰۰ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحميد علي لطفي (۰۰۰ - نحو ۱٤٠٠ه = ۰۰۰ - نحو ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحمید عیسی (۰۰۰ - نحو ۱٤۲۷ه = ۰۰۰ - نحو ۲۰۰۲م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالحمید بن عیسی مرادی (۱۹۸۰ – ۱۹۸۳ه = ۱۰۰۰ – ۱۹۸۳م) مدرِّس شرعی عالم.



(١) الشرق الأوسط ع١٠١٥ (١٨/٢٨/١٤هـ).

من قرية تادرات بقبائل آيت باعمران في المغرب، أخذ عن العلماء، واستكمل تكوينه العلمي بتونس، ودرَّس هناك، وعاد إلى سوس بدعوة من جمعية علمائها، فدرَّس ووعظ وأرشد، ثم درَّس في كلية الشريعة بأغادير، ومات في ٢٧ صفر، ٢ دجنبر (ديسمبر).

وله تآليف، يبدو أنما مخطوطة، منها: مذكراته، أعلام الأماكن، لمحات من تاريخ سوس، مذكرات المقاوم عبدالعزيز الماسي، مذكرات خاصة، مذكرات عن وضعية المعهد الإسلامي(٢).

عبدالحمید غالب (۱۳۳۱ - ۱۶۰۱ ه = ۱۹۱۷ - ۱۹۸۱م) ضابط عسکري دبلوماسي.



من مصر. تخرج من الكلية الحربية، وعمل ضابطًا بالجيش. التحق بالكلية الحربية البريطانية لمدة عامين. وتولى منصب رئيس وفد مصر المناوب في نيويورك. عمل ملحقًا عسكريًا في لندن وبعدها في واشنطن لمدة اثني عشر عامًا، ووصل إلى رتبة لواء. انتقل إلى وزارة الخارجية. وعين سفيرًا لمصر في بيروت. قام بدور دبلوماسي كبير أثناء أزمة لبنان عام ١٣٧٨هـ (١٩٥٨م). وعيّن نائبًا لوزير الخارجية.

وقفت له على عمل قام بترجمته هو: تاريخ القوقاز: يبحث عن أهمية بلاد القفقاس السياسية والحربية/ تأليف يوسف عزت<sup>(١)</sup>.

(٣) أعلام مصر في القرن العشرين ٢٩٤، وصورته من موقع

## عبدالحميد الغزالي = عبدالحميد حسن الغزالي

عبدالحميد فوزي العطار (۰۰۰ - بعد ۱۳۹٤هـ = ۰۰۰ - بعد ۱۹۷٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحميد أبو القاسم هاشم (١٣٣٤ - ١٤٠٤ه = ١٩١٥ - ١٩٨٤م) مهندس شاعر.

ولد في أم درمان. تخرج في كلية غردون قسم المهندسين. عمل مهندسًا في مصالح حكومية، ثم تفرغ للأعمال الهندسية والإنشاءات. عضو حزب الأشقاء والوطني والاتحادي. أصدر «مجلة المهندس» في أعوام ومجلة أخرى أدبية. نظم الشعر، وله قصائد منشورة في مجلتي النهضة والفجر، ومقالات أدبية.

وصدر له: النقاش في اختيار آثار شيخ الإسلام أبو القاسم أحمد هاشم(4).

#### عبدالحميد الكاتب (۲۰۰۰ - ۱٤۲۱هـ؟ = ۰۰۰ - ۲۰۰۰م)

محرر صحفي.

وهذه شهرته، واسمه الحقيقي «عبدالحميد عبدالغني».

من مصر، رئيس تحرير «أخبار اليوم». وهو أديب دبلوماسي. تأثّر بالعقاد.



عبدالحميد الكاتب رأس تحرير جريدة (أخبار اليوم)

المعرفة.

(٤) معجم شخصيات مؤتمر الخريجين ص٧٩، معجم المؤلفين السودانيين ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) معلمة المغرب ٧٠٦٩/٢١.

من مؤلفاته: حكاية أتاتورك والإسلام، مصر للمصريين، صراع الطبقات/ ريمون آرون (ترجمة)، الرسايل والكتابة، القدس: الفتح الإسلامي – الغزو الصليبي – الهجمة الصهيونية، أمل القرن العشرين/ جان نوراستيه (ترجمة).

**عبدالحميد كاظم** (۱۳۲۸ - ۱۳۹۱ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۷۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحمید بن کامل خربوش (۱۳۳۸ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۱۹ - ۱۹۹۹م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالحميد كشك = عبدالحميد بن عبدالعزيز كشك

عبدالحمید کمال حشیش مید ۱۹۷۷ه = ۰۰۰ – ۱۹۷۷م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالحميد لطفي = عبدالحميد على لطفي

عبدالحميد متولي متولي متولي ( ۱۳۱۸ - ۱۹۱۰ هـ = ۱۹۰۰ - ۱۹۹۸م) من شيوخ القانون الدستوري، باحث في النظم السياسية الإسلامية.



ولد في قرية سحيم بمحافظة الغربية في مصر. حصل على الدكتوراه في الحقوق من باريس، عمل في كلية الشرطة، وفي كلية

الحقوق بجامعة بغداد وتولى عمادتها، ثم في جامعة الإسكندرية، وجامعة أم درمان الإسلامية، وكان من أصدقاء توفيق الحكيم وحسين فوزي. تميز بدراساته في بحالين مهمين: النظام السياسي في الإسلام، ونظام الحكم في الدول النامية بما فيها دويلة اليهود. ويبدو أن تناوله للجانب الأول كان نظريًا أو علمانيًا، فلم يوفق فيه إسلاميًا. في الإسلام» وذكر فيه أن الإسلام جاء في شؤون الحكم «بمبادئ عامة معينة تصلح شؤون الحكم «بمبادئ عامة معينة تصلح للتطبيق في مختلف الأزمنة والأمكنة» ثم للحرج!!

كتبه: أزمة الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث: مظاهرها - أسبابها - علاجها، الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للدستور (قدم له شيخ الأزهر عبدالحليم محمود)، مبادئ نظم الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة، الإسلام ومبادئ نظام الحكم في الماركسية والديمقراطيات الغربية، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام، تطور نظام الحكم في السودان منذ أقدم العصور، بحوث إسلامية، مبدأ الشورى في الإسلام، مناهج التفسير في الفقه الإسلامي، الإسلام وموقف علماء المستشرقين: اتمامهم الشريعة بالجمود وعلماءها الأقدمين بالتأثر بالقانون الروماني، ذكريات وكلمات، الأنظمة الجمهورية في مختلف صورها. ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالحميد بن محمد البسيوني (١٣٥٥ - ٢٠٠٤هـ = ١٩٣٦ - ٢٠٠٤م)

ولد في مدينة كفر الباجور بمحافظة المنوفية. حصل على الثانوية الأزهرية، وتخرَّج في دار العلوم، حضر مجالس العلم وصحب أهله منذ صغره، مثل العقاد ومحمود شاكر والسيد صقر ومحمود الطناحي وآخرين، ومن القرّاء محمد صدِّيق المنشاوي، وكان ذا صوت مؤثِّر. عمل مصححًا بدار العلوم، كما عمل في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وموجهًا فنيًا بإدارة المناهج بوزارة التربية في الكويت، وبقسم التراث في المجلس الوطني للفنون والآداب، وبإدارة مكتب أمير الكويت، ودرَّس في معاهد فنية هناك، ومات بالقاهرة.

له عدة مؤلفات مخطوطة جمع بعضها عبدالله الغنيم في كتيبات، منها: من برّ الكتاب الكريم، هزم الأحزاب وحده، عامية لكنها فصيحة، قصائد(٢).

عبدالحميد بن محمد البطريق (١٣٢٦ - ١٤٢٠ه = ١٩٠٨ - ٢٠٠٠م) باحث في التاريخ الحديث.



من المنطقة الشرقية بمصر، حصل على الدكتوراه من لندن متخصصًا في التاريخ الأوربي الحديث. عمل مستشارًا لسلسلة

 (۲) تحت راية العربية / محمد حسان الطيان ص ٣٩٠، معجم البابطين لشعراء العربية. (١) مصريون معاصرون ص١٤٣٠، أعلام مصر في القرن

العشرين ص٢٩٥ (ووفاته هنا ١٣٩٨هـ = ١٩٧٨م؟)، وصورته من معجم البابطين، ووفاته فيه موافقة للمصدر السابق.

كتب «اخترنا لك» في الخمسينات الميلادية، ودرَّس في جامعة عين شمس، وفي الجامعات الأردنية، وجامعة الرياض، وقطر، وشارك في عدة مؤتمرات، وكان عضوًا بعدة لجان، ورأس تحرير مجلة تصدر بالإنجليزية. قدم عددًا من الدراسات التاريخية، وكان مهتمًا بتيارات الخليج والجزيرة، وكتب العديد من البحوث في تاريخ اليمن الحديث والحركة الوهابية وإبراهيم باشا في بلاد العرب، وأشراف الحجاز في الوثائق المصدة.

ومن كتبه المطبوعة: التيارات السياسية المعاصرة ١٨١٥ - ١٩٦٠، تاريخ أوربا الحديث من مؤتمر فينا إلى الحرب العالمية الأولى: محاضرات، تاريخ أوربا الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فينا، التيارات السياسية المعاصرة ١٨٧٠ - ١٩٦٠، التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة إلى أواخر القرن الثامن عشر (مع عبدالعزيز نوار)، تاريخ العالم العربي في العصر الحديث (مع آخرين)، الأمة العربية، باكستان في ماضيها وحاضرها (مع محمد باكستان في ماضيها وحاضرها (مع محمد مصطفى عطا). وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

#### عبدالحميد بن محمد الشابي (١٣٧٦ - ١٤٢١ه = ١٩٥٦ - ٢٠٠٠م)

مترجم. أخو الشاعر أبي القاسم. ولد في رأس الجيل بتونس. حص

ولد في رأس الجبل بتونس. حصل على إجازة في اللغة والآداب العربية ثم شهادة التبريز من جامعة السوربون، درَّس بالمعاهد الثانوية، ثم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية أستاذًا للترجمة، حتى التقاعد. كما درَّس عامين بجامعة الرياض. وكان خبيرًا بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. مات في ٢٩

(١) الأهرام ١٤٢٠/١٢/٣ه مع إضافات.

محرم، ٣ مايو (أيار).

من كتبه: إصدار جديد مع تعليق على ديوان أخيه «أغاني الحياة»، ترجمة كتاب حذور الحركة الوطنية التونسية (١٩٠٤ - ١٩٣٤) لعلى المحجوبي (٢).

عبدالحميد محمد طقش (١٣٤٨ - ١٤١٦ه = ١٩٢٩ - ١٩٩٥م) شاعر مدرِّس.



ولد في إسدود بفلسطين. درس حتى الصف الثامن. درَّس الشعر والعروض (٤٠) عامًا. هجر قريته إلى غزة ثم خان يونس وقطعت ذراعه اليمنى. عضو اتحاد الكتاب وهو من مؤسِّسيه بغزة، عضو المجلس الوطني الفلسطيني. مات في شهر أكتوبر.

#### \* مهاجر \*

ني بهرجان موتوا المصول ترفص الفاشة نشوى بعا حدور يقودها الفيع وباسم النور يسلبها النينين ليطبع تفاح الدينان خوم الشاشة ويسلب الطفال حائي الوجه من بشاشة يعيل ريش وبهم خنا جر

#### عبدالحميد طقش (خطه)

دواوينه: درب الصعلوك، بدأت الحدوتة، بعث عروة، جذور وأجنحة (خ)، أطلقت موالي (خ). وله مسرحيات أيضًا (٣).

 (٢) شخصيات تونسية ص١٢٦. أوردته بين الأعلام لمكانة أخيه.

(٣) معجم البابطين ٨٦/٣، دليل كتاب فلسطين ص١٢٣،

#### عبدالحميد محمد الطنطاوي (۱۳۴۸ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۲۹ - ۲۰۰۱م) أديب وناقد إداري.

من مصر. حاصل على الدكتوراه في الأدب واللغة. درَّس في المدارس الأميرية، وتولَّى رئاسة شؤون الشهادة الثانوية بالمنصورة، ثم كان مديرًا لكلية اللغة العربية بما وأستاذًا لقسم الأدب والنقد، وكان شعلة نشاط، دؤوبًا في العمل.

له بحوث أدبية عن أدباء وشعراء معاصرين، ومذكرات تدريس. وكذلك: المختارات الشعرية حتى العصر العباسي الأول (دكتوراه)، الاتجاه الفكري في شعر جميل صدقي الزهاوي (ماجستير)<sup>(1)</sup>.

#### عبدالحميد محمد العبيسي (۰۰۰ - ۱۹۲۰هـ = ۰۰۰ - ۱۹۹۹م)

عالم أزهري، أديب بلاغي إسلامي.

من مصر. حصل على الدكتوراه في اللغة العربية بجامعة الأزهر، ثم صار أستاذًا بالجامعة نفسها، وبكلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية، وكان عالمًا جليلًا، وبلاغيًا فذًا، وخطيبًا مفوهًا، وعنصرًا نشطًا في مكتب رابطة الأدب الإسلامية بالقاهرة. مات يوم الأحد ٢٠ شعبان، الموافق ٢٨ نوفمبر. من مؤلفاته: النهج الإبداعي للآمدي الناقد، مناهج البحث في الأدب والنقد (مع محمد عبدالمنعم خفاجي)، ابن سنان الخفاجي وأثره في النقد والبلاغة (رسالة ماحستير أو دكتوراه). وله بحوث طويلة في الأدب الإسلامي وغيره على هيئة رسائل الشرت في مجلات متخصصة (٥٠).

ومماكتبه غريب عسقلاني في (فيس بوك) إثر وفاته. (٤) الأزهر (ذو الحجة ٤٢١هـ) ص١٨٥٤.

(٥) الأدب الإسلامي ع٢٤ (١٤٢٠هـ) مع إضافات.

#### عبدالحميد محمد الفضالي (١٣٢٦ - ١٤١٣ه = ١٩٠٨ - ١٩٩٢م) كاتب إسلامي صحفي.



ولادته بقرية جروان في محافظة المنوفية، تخرَّج في المعاهد الأزهرية، ثم في دار العلوم العليا، ونال دبلومًا من مدرسة تحسين الخطوط الملكية، ودرَّس اللغة العربية في مدارس القاهرة وأسيوط والجيزة وبلبيس، ثم السودان، وعاد مفتشًا بالقاهرة، وكان يحرَّر بابًا ثابتًا في محلة «الإسلام» بعنوان «من آدابنا».

أصدر عدة كتيبات عن العقيدة والشريعة الإسلامية، وله قصائد شعر، ومسرحية شعرية مثّلت بعنوان: صانع وعامل ومؤلف(١).

#### عبدالحمید محمد نویر (۲۰۰۹ – ۱٤۳۰ ه = ۲۰۰۹ م) (تکملة معجم المؤلفین)

#### عبدالحميد محمود الجندي (١٣٥٥ - ١٤٢٢هـ = ١٩٣٦ - ٢٠٠١م) بطل العالم في كمال الأجسام.



(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

من محافظة القاهرة. حصل على إجازة في الهندسة من جامعة القاهرة، وإجازة في العلوم العسكرية من الكلية الحربية. أسَّس الاتحاد المصري لهذه الرياضة، والاتحاد العربي كذلك عام ١٤١٠ هـ ورأسه، نظم أول بطولة عربية لكمال الأجسام، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، وهو لاعب. أول عربي فاز ببطولة العالم لكمال الأجسام. مات في شهر يوليو.

#### عبدالحميد محمود سعد (۰۰۰ - ۲۰۲۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۳م)

باحث اجتماعي.

من مصر. حصل على الدكتوراه في علم الاجتماع من كلية الآداب بجامعة القاهرة عام ١٣٩٧هـ، أستاذ تاريخ الحضارة في قسم الاجتماع بجامعة المنيا. وكتب بحوث اجتماعية. مات في أواخر شهر شعبان، أكتوبر.

من مؤلفاته: المدخل المورنولوجي لدراسة المجتمع الريفي، البحث الاجتماعي: قواعده وإجراءاته – مناهجه وأدواته، دور الأخصائي الاجتماعي في مجال الإسكان الحامعي: الواقع والتطلع (ورقة عمل مع آخرين قدمت إلى جامعة الإمام بالرياض)، دراسات في علم الاجتماع الثقافي: التغير والحضارة، معوقات التغير الاجتماعي في ضوء نظرية سوركين بالتطبيق على قرية مصرية (دكتوراه).

عبدالحميد محمود طهماز (١٣٥٦ - ١٤٣١ ه = ١٩٣٧ - ٢٠١٠م) عالم وكاتب إسلامي داعية.

(۲) موسوعة أعلام مصر ص۲۹۳ ومعلومات من موقع شبكة المكتبات المصرية.



من مدينة حماة. تخرَّج في كلية الشريعة بدمشق في ثاني دفعة لها (١٣٧٩هـ). ومن شيوخه فيها: مصطفى السباعي، محمد المبارك، مصطفى الزرقا. درَّس التربية الإسلامية في حماة، إضافة إلى عمله خطيبًا ومدرسًا بجامع السلطان. وكان من خواص شيخ حماة محمد الحامد رحمه الله، تربي على أدبه وتقواه، ولازمه سنين عديدة، وقرأ عليه كتبًا، ولم ينقطع عن دروسه. وكان منتسبًا إلى جماعة الإخوان المسلمين، ونظم اعتصامًا مشهورًا في جامع السلطان دفاعًا عن الإسلام، وحكم عليه وعلى مجموعة من إخوانه بالإعدام (عام ١٣٨٤هـ)، فأخرجه الشيخ محمد الحامد من السجن، بعد أن شفع له عند رئيس الجمهورية أمين الحافظ، ثم كان تلميذه (المترجم له) خليفةً له في درسه اليومي، ووكيله في خطبة الجمعة، ولا يصدر الشيخ فتوى إلا بعد استشارته. وبعد وفاته بقى مدرسًا هو في المدارس والمساجد. وكان متصوفًا. وهاجر من بعد إلى بلاد الحرمين، منذ أوائل القرن الهجري الخامس عشر. ودرَّس في معهد لتدريب الخطباء والدعاة بمكة المكرمة، وقبلها في معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الإمام، ثم بالمعهد العلمي في المدينة المنورة، وفي نحران، وأوفد إلى بلاد أجنبية مرات للتعليم والتثقيف الإسلامي، واستقرَّ بمكة المكرمة مدرسًا في المعهد المذكور حتى قبيل وفاته، ثم انتقل إلى الرياض عند ولده، وتوفي هناك ليلة السبت ١٥ صفر، ٣٠ كانون الثابي.

وله مؤلفات عديدة، منها: أنس بن مالك: الخادم الأمين والحب العظيم، التوحيد والتنزيه في سورة مريم، الحلال والحرام في سورة المائدة، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، الطريق إلى الأمة المسلمة في سورة الحج، العلامة المجاهد الشيخ محمد الله تعالى، معاذ بن جبل إمام العلماء ومعلم الناس الخير، المعجزة والإعجاز في سورة النمل، المواجهة والتثبيت في سورة الإسراء، أبو موسى الأشعري في سورة الإسراء، أبو موسى الأشعري الصحابي العالم المجاهد: تمحيص حقائق ورد افتراءات، ميزات الشريعة الإسلامية، الفقه الحنفي في ثوبه الجديد. وله مؤلفات أحرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

كان موجودًا في طرابلس، فاعتُقل وحوكم وسُجن مع الإقامة الجبرية عدة سنوات، وفي سنة ١٣٩٧ه مضى إلى مصر، في عهد أنور السادات. وكانت العلاقات سيئة بين مصر وليبيا آنذاك، وعندما تحسنت في عهد مبارك غادرها إلى أبو ظبي، وهناك توقف عن الكتابة في الجرائد، حيث كانت له آراء سياسية ونقد شديد للواقع العربي، وعن ليبيا وأحوالها، وينشر ذلك في صحيفتي ليبيا وأحوالها، وينشر ذلك في صحيفتي الشرق الأوسط والحياة خاصة. وقد تعرّض لمات مساء يوم الأربعاء في أبو ظبي ١٥ مات مساء يوم الأربعاء في أبو ظبي ١٥ ربيع الآخر، ٢ أيار (مايو).

وكان شاعرًا، له أربعة دواوين شعر، هي: قصائد من ليبيا، الرحيل، مطر السكر، العودة (٢٠).

عبدالحمید مختار البکوش (۱۳۵۷ - ۱۶۲۸ه = ۱۹۳۳ - ۲۰۰۷م) وزیر شاعر وکاتب سیاسي.



ولد في طرابلس، درس الحقوق في القاهرة، عاد ليمارس المحاماة، وصار عضوًا في مجلس النواب سنة ١٣٨٤ه، ثم تعبَّن وزيرًا للعدل، وفي نحو سنة ١٣٨٧ه كلفه الملك إدريس السنوسي بتشكيل الحكومة، فرأس الوزارة... لكنه استقال بعد مضي عشرة شهور، لكنه استقال بعد مضي عشرة شهور، العسكري الذي قاده القذافي سنة ١٣٨٩هـ العسكري الذي قاده القذافي سنة ١٣٨٩هـ

(١) مما كتبه عنه يحيى محمد الفيفي (ربيع الأول ٤٣١هـ)
 مع إضافات، والحوار الذي أجراه معه فياض على في رابطة
 العلماء المسلمين ١٢ صفر ١٤٣١هـ.

#### عبدالحميد مشخص = عبدالحميد بن حامد مشخص

عبدالحميد مظاهري بن عبدالرشيد الندوي الندوي (١٣٥٧ - ١٩٩٩ م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحمید بن منصور رسلان (۱۳۳۷ - ۱٤۱۷ه = ۱۹۱۸ - ۱۹۹۱م) شاعر مترجم.



(٢) ترجمته من مواقع ليبية معارضة في عام ١٤٢٨ه.

ولد في بلدة تلا بمحافظة المنوفية، وتخرَّج في قسم اللغة الإنجليزية من جامعة فؤاد الأول، ثم حصل على درجة الدكتوراه. درَّس في عدة ثانويات ببلده، وفي ليبيا والسعودية، وحاضر في كليتي الآداب بمدينتي قنا وسوهاج، وفي كلية التربية بالمنيا، واختير عميدًا لها.

له قصائد عديدة نشرت في الصحف والمحلات، كما طبع له ديوان «من وحي العروبة»، وترجم عددًا من الأعمال الشعرية من الإنجليزية، منها: عاشق الصورة للشاعر هاوسمان، طيفها في منامي لجون ملتون، الجمال الخالد (أغنية لشكسبير)، الوداع يا غرناطة لرامون كالاس، النسر للورد نتسيون (۳).

**عبدالحميد مهري** (۱۳۶۵ – ۱۹۳۳ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۱۲م) سياسي حزيي وزير



ولد في سكيكدة شرقي الجزائر. تلقى دراسة أولية، وانضم إلى صفوف حزب الشعب، ثم إلى حركة انتصار الحريات الميمقراطية، واعتقل. صاحب «مشروع مهري» للرد على مشروع ديغول. شارك في حرب التحرير، وتقلد منصب وزير شؤون المغرب العربي في الحكومة المؤقتة قبل الاستقلال، ووزير الثقافة والإعلام عام ١٣٩٩هـ (١٩٧٩م)، ثم كان سفيرًا في باريس، فالمغرب، وتولى منصب الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني لما

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

دخلت الجزائر مرحلة التعددية الجزبية، بعد ٢٦ سنة من هيمنة الجزب على الحياة السياسية، ولما ألغيت انتخابات ١٩٩١م التي كانت ستفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، اندلعت الحرب الأهلية، وكان هو من دعاة (المصالحة)، ولكنه أزيح من منصبه، ودعا إلى نظام حكم ديمقراطي، وحرية الرأي. توفي يوم الاثنين ٧ ربيع الأول، ٣٠ يناير.

ترك كتابات ذكرت عائلته أنما بصدد جمعها لإخراجها في شكل مذكرات<sup>(۱)</sup>.

#### عبدالحميد بن هدوقة (١٣٤٤ - ١٤١٧ه = ١٩٢٥ - ١٩٩٦م) روائي وشاعر مسرحي إعلامي.



من سطيف بالجزائر. تعلم في معهد الكتابي بالجزائر وجامع الزيتونة في تونس، وقام بدور إعلامي خلال حرب تحرير الجزائر، حيث ترأس عام ١٣٧٨ه (١٩٥٨م) الإذاعة العربية لجبهة التحرير الشعبية، وظل رئيسًا لها حتى الاستقلال، ثم تعيَّن رئيسًا لقسم البرامج الفنية بالإذاعة الجزائرية، كما تولى مسؤولية المؤسسة الوطنية للكتاب، إلى جانب منصب الأمين العام المساعد لاتحاد الكتاب، ورئيس المجلس الوطني الجزائري. الكتاب، ورئيس المجلس الوطني الجزائري. له أكثر من (٢٠٠) تمثيلية إذاعية، و(٥) روايات، و(٤) مجموعات قصصية، وديوان شعر، ومجموعة من الدراسات، وديوان شعر، ومجموعة من الدراسات، منها: غدًا يوم جديد: رواية، بان الصبح

 (۱) الجزيرة نت ٢٩٤١/٦٩ هـ، حريدة النصر ع ١٣٩٤٠
 (٨) ١٢/١٠/٢٨)، الموسوعة الحرة ٢١١وفمبر ٢٠١١ر (وفيها أنه ولد بالخروب التابعة لمدينة قسنطينة).

(رواية)، قصة في إيركوتسك: مسرحية من تأليف أليكسي أربوزوف (ترجمة)، الجارية والدرويش، ريح الجنوب، نماية الأمس (رواية)، أطلال جزائرية، الأرواح الشاغرة، الأشعة السبعة(٢).

#### عبدالحميد وهبة رمضان (١٣١٢ - ١٣٩٨ه = ١٨٩٤ - ١٩٧٨) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالحميد يونس (۲۰۰۰ - ۱٤۲٤هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م)

مستشار قضائي.

من مصر. بدأ العمل في المحاماة بالقاهرة والأقاليم، احتذبته الصحافة فسعى إليه صديقه الحميم موسى صبري واصطفاه مستشارًا قانونيًا لمؤسَّسة أخبار اليوم، وكان ذا انحياز تام إلى العهد الناصري. وصل إلى درجة مستشار في النيابة الإدارية، ثم كان نائبًا لرئيس الهيئة.

أصدر أول كتاب له وهو في حدود السبعين، ثم توالت كتبه الأخرى البالغة (٥) كتب، منها: تاريخنا الجنائي في الشارع السياسي (٣).

#### عبدالحيّ أديب (١٣٤٤ - ١٤٢٨ = ١٩٢٥ - ٢٠٠٧م) من رواد كتابة السيناريو بمصر.



(۲) المنهل ع۲۲۳ ص۰۰، معجم الشعراء الجزائريين ص
۱۱۹، الفيصل ع۲۶۲ ص۱۱۹، موسوعة بيت الحكمة
۲۹۳/۱.

(٣) الأهرام ع٢٦٧٠ (٤ أكتوبر ٢٠٠٣م) مع إضافات.
 وليس في هذا المصدر بيان وفاته، وهو غير سميه المتوفى
 (٨٠٤٠هـ).

عبدالحيّ بن التّاب (۱۳۳۳ - ۱۶۰۶ه = ۱۹۱۶ - ۱۹۸۹م) فقیه ناظم.

الأولى، ١٠ حزيران (يونيو)(١٠).

من مواليد المحلة الكبرى بمحافظة الغربية

في مصر، تخرَّج في قسم التمثيل بمعهد

الفنون المسرحية، تأثر بأستاذه أبو السعود

الإبياري، الذي سانده وشاركه في كتابة

العديد من الأفلام السينمائية، وكتب

أكثر من (١٢٢) فيلمًا، كان أولها «باب

الحديد» الذي أخرجه يوسف شاهين

وساعده في الإخراج المترجم له. حصَّل

جوائز وتكريمات، مات بسويسرا بعد مرض

ثلاث سنوات، يوم الأحد ٢٤ جمادي

من جنوب غرب موريتانيا. تلقى علومه عن علماء المنطقة، ثم درَّس في المحاضر، واشتغل بالإفتاء والتأليف، والتقى بعلماء عصره. له منظومات وشروح في النحو والأنساب

له منظومات وشروح في النحو والأنساب والفقه، ودراسة في عروض الشعر الحساني (العامي)، وقامت ابنته حديجة بتحقيق ديوانه (°).

عبدالحيّ حجازي = عبدالحيّ عبدالمجيد حجازي

**عبدالحيّ حسن كمال** (١٣٢٥ - ١٤١٢ه = ١٩٠٧ - ١٩٩١م) قاض وتربوي ريادي.



(٤) معلومات من الأهرام إثر وفاته، الموسوعة الحرة ٢٩/١١/٣٠م.
 (٥) معجم البابطين لشعراء العربية.

ولد في مدينة الطائف ونشأ بما، وتلقى دراسته في المدرسة الهاشمية بما، وأتم تحصيله العلمي على أيدي المشايخ: عبدالله بن بكر كمال قاضى الطائف، وأبي بكر بابصيل قاضى الطائف، وعبدالعزيز الرشيد قاضي الظفير، وغيرهم. عيِّن مدرسًا بمدرسة الطائف السعودية عام ١٣٤٧هـ، ونقل إلى الظفير من بلاد غامد مديرًا لمدرستها سنة ١٣٥٥ه. زاول القضاء بالظفير سنتين، ثم نقل إلى التدريس عدرسة الأمراء النموذجية بالطائف، ثم كان قاضيًا في الباحة والعقيق من بلاد غامد. وقضى أربعين عامًا في التدريس والتعليم أكسبته خبرة وتجربة، وشارك مشاركة فعالة في النهضة التعليمية بالسعودية، وتخرَّج على يديه آلاف الطلاب، وكان من أعلام مدينة الطائف. من آثاره العلمية المطبوعة: الأحاجي والألغاز الأدبية، حروف المعاني، الطائف وأسماء أسره القديمة وبعض عاداتهم(١).

عبدالحيّ عبدالحق (۲۰۰۰ - ۲۲۲۱ه؟ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۱م)

صحفى لغوي.

من الفاشر، شمال دارفور بالسودان. حصل على الماجستير من جامعة القاهرة بالخرطوم، وانتسب إلى الحركة الإسلامية. وكان من الكتّاب البارزين في صحيفة «الرأي العام»، وصاحب إسهامات متعددة في الصحافة. عمل محاضرًا بالجامعات داخل وحارج بلده، رأس وحدة التعريب بكلية التربية في جامعة جوبا، ودرَّس بقسم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بأم درمان.

(١) المدينة المنورة ٢٤/١٢/٨/٢٤هـ، عكاظ ع٣٣٩٩ -١٤١٢/٨/٣هـ، الموسوعة الأدبية: دائرة معارف لأبرز أدباء المملكة العربية السعودية ٢٤/٣، من أدباء الطائف المعاصرين ص٩٥ - ٩٩، وموسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ١٣٠/٣، ومن أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ١٣٥/١، تاريخ القضاء والقضاة ٣٨/٥، رموز مضيئة

وله كتب، منها: لغتنا العربية والسياسة، الغرابة اللغوية أو العربية في غرب إفريقيا، حركة التجديد الديني في جنوب الصحراء والسودان الشرقي، حركات التجديد الإسلامي<sup>(٢)</sup>.



## عبدالحيّ عبدالحيّ مرعي (... - ١٤٢٤هـ؟ عبدالحيّ

محاسب أكاديمي.

من مصر. أستاذ ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية. وكتب في فروع المحاسبة وأصولها وفنونها.

من مؤلفاته العديدة: مقدمة في أصول المحاسبة المالية (مع محمود سليمان وعطية عطية)، أصول القياس والاتصال المحاسبي (مع محمد الصبان ومحمد الفيومي)، مقدمة في أساسيات محاسبة التكاليف (مع عبدالله هلال)، الأصول العلمية للمحاسبة المالية: مقدمة في الأسس والمفاهيم والمبادئ والقواعد والإجراءات (مع منصور أحمد البديوي وكمال خليفة أبو زيد)، الأصول العلمية لمحاسبة الشركات: أشخاص -أموال - قابضة وتابعة، التخصيص المرضى للتكاليف محاسبيًا: موجباته وشروطه، المحاسبة في وحدات القطاع العام والمشاكل

(٢) معجم المؤلفين السودانيين ٢٢٢/٢، ومعلومات من الشبكة العالمية للمعلومات بعد وفاته.

المحاسبية المعاصرة، المعلومات المحاسبية وبحوث العمليات في اتخاذ القرارات، مقدمة في المحاسبة المالية (مع كمال أبو زيد)، النظام المحاسى الموحد (جدا: مع فؤاد المليجي)، النظام المحاسبي الموحد: المشاكل المحاسبية المعاصرة، في التطور المحاسبي والمشاكل المحاسبية المعاصرة (مع آخرين)، نحو فلسفة منطقية للتنظر المحاسبي. وكتب أخرى له مذكورة في (تكملة معجم المؤلفين).



عبدالحي عبدالمجيد حجازي (٠٠٠ - بعد ٢٠٤١ه = ٠٠٠ - بعد ١٨٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالحيّ بن محمد بن الصديق الغماري

(0771 - 01312 = 1191 - 09914)

عالم أصولي.

من طنجة. تعلَّم بالزاوية الصديقية، ثم رحل إلى القاهرة فدرس في الأزهر، وأخذ هناك عن علماء مصريين ومغربيين وغيرهم، عاد ليدرِّس بالزاوية نفسها، ثم عيِّن مديرًا للمعهد الإسلامي بطنجة، وأستاذًا به، ثم تفرَّغ للبحث والتأليف. وكان عالمًا أصوليًا متمكنًا، ومشاركًا في علوم شرعية أخرى. توفی یوم ۱۰ شعبان، ۱۰ ینایر.

#### بسماهم الرتن الرجيم

فضيلة الصلامة الحلل السيد ليمد بن عبد المالر شديد. السكم عليكم و رحمة الله تحالى و بركاته و يعد فقد و صلني مشريف خطا بكم في تعزينا في و طاة شقيقنا السيد عبد الله ، حزاكم الله و وقائم كل مكر و مكريب في الدين و الدنيا ، انه ميحاله ددييج مجيب و فالم الما و في الدين و الدنيا ، انه ميحاله ددييج مجيب المائم و ايت طلك في اجازكم بوان المنت لست ذاعنا حيث بالا سايد و جعها ، لما مناذكره في الجزء النافي من كتاب المعتبى ان نشاء الله تعالى مثاب و غذه ، و د متم هي عبد الفتاح الدو غذه ، و د متم هي عبد الله تعالى والله تعالى والماله والله تعالى والله تعالى والماله والله تعالى والماله والله تعالى والمالة والله تعالى والله تعالى والله تعالى والماله والماله والله والله والله والماله والماله والله والماله والماله

حلنجة 18 منوال13 14 ه. عبد الحين الصيدين

#### عبدالحي الغماري (خطه)

بلغت مؤلفاته (٢١) كتابًا، طبع منها (٢١) كتابًا في الفقه والأصول، منها: المجتبى: في التفسير والحديث والفقه ونقد الأقوال المخالفة للدليل (خ)، أريج الآس في إبطال فتوى عالم فاس، ثبوت الأجر ببيان حكم صلاة الوتر بعد الفجر، رخص الطهارة والصلاة وتشديدات الفقهاء، الطهارة والصلاة وتشديدات الفقهاء، الحجة على أن الأئمة الأربعة لم يحيطوا الحجة على أن الأئمة الأربعة لم يحيطوا بالسنة، الحجة الدامغة على بطلان دعوى المنات، الحجة الدامغة على بطلان دعوى الإعلام بما خالف فيه الأئمة الأربعة السنة الصحيحة من الأحكام (خ)(١).

#### عبدالحيّ مرعي = عبدالحي عبدالحي مرعي

## عبدالخالق حسونة = محمد عبدالخالق حسونة

 (۱) معلمة المغرب ٥٥٢١/١٦، صديقون/ المختار التمسماني ص ١٣٤.وعناوين مؤلفات له من منتديات الألوكة.

#### عبدالخالق خیرت ضیف (۱۰۰۰ - ۱۶۲۹ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تکملة معجم المؤلفین)

#### عبدالخالق سرسام (۱۳٦۸ - ۱٤۲۹ه = ۱۹۴۸ - ۲۰۰۸م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالخالق بن سعید القحطاني (۱۳۱۰ - ۱۹۹۶ه = ۱۸۹۲ – ۱۹۹۹م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالخالق عبدالرازق تحفة (۰۰۰ - ۱۶۳۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالخالق بن عبدالقادر الصائغ (۱۳۶۳، ۱۹۲۸ه = ۱۹۲۰ – ۱۹۹۷م) لم.



من مواليد مكة المكرمة، تخرَّج في مدرسة الفلاح، وتعلم على علماء المسجد الحرام، منهم قاسم بخاري، وعبدالحق الهاشمي، ومحمد العربي التباني، ثم شارك العلماء في التدريس بالمسجد الحرام، كما درَّس بمنزله كعادة علماء مكة، وأمَّ وخطب بمسجد الشيخ محمد سرور الصبان حتى وفاته، وكانت له رحلات علمية ودعوية أغلبها في القارة الهندية. وقد أفاد واستفاد، وترك

مكتبة قيمة، وتلامذة لا يحصون، أغلبهم من الهند، حيث كان يجيد الأردية تحدثًا وكتابة. وتوفي يوم الأحد ١٤ محرم(٢).

#### عبدالخالق محفوظ (۲۰۰ - ۱۹۲۰ه؟ = ۲۰۰ - ۱۹۹۹م)

محرر صحفي، مراسل إذاعي. من مدينة «الهُرْمل» في بقاع لبنان. حرَّر في «الأحد» و«الكفاح» و«المحرر». أصدر «الفحر» وترأس تحريرها(۱).

عبدالخالق محمد العشري (۰۰۰ - ۱۶۲۸ ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالخالق محمود البصري (١٣٦٥ - ١٤٢٢ه = ١٩٤٥ - ٢٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالخالق محمود ذکري (۲۰۱۰ - ۱٤۳٤ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م)

أستاذ الإحصاء.

من مصر. من الرعيل الأول لجماعة الإخوان المسلمين، من تلاميذ الإمام حسن البنا. أستاذ جامعي. كبير مستشاري الأمم المتحدة للإحصاء والسكان، مؤسّس جمعية الطلاب المسلمين بأمريكا وكندا، مؤسّس جمعية العلماء المصريين بكندا. توفي بأمريكا، ونُعي في ٩ جمادى الآخرة، ٩ ١ أبريل.

من عناوين كتبه: دراسة مقارنة للسكان العرب قبل الاحتلال الصهيوني عام ١٩٤٨م، حول واقع إحصاءات القوى العاملة الوطنية: المفاهيم – الأجهزة – التطوير (بالمشاركة)، أساليب تحليل البيانات

<sup>(</sup>٢) موقع قبلة الدنيا مكة المكرمة (رمضان ١٤٣٢هـ).

<sup>(</sup>۳) قرى ومدن لبنان ۲٤٦/۱۰.

السكانية/ جورج و. باركلي (ترجمة مع سعد زغلول أمين ومحمد السعدي الخضري)، الإحصاءات السكانية: مصادرها وطرق تحليلها. وشارك في دراسة ميدانية نشرت بعنوان: الاتجاه نحو تنظيم الأسرة في قرية مصرية.

ومن بحوثه: التفاوت في معدلات المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة.

عبدالخالق معروف (۱۳۵۶ – ۱۶۰۰ه = ۱۹۳۰ – ۱۹۸۵م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالخالق بن همَّت أبو شبانة (۱۰۰۰ - ۱٤۲۸هـ = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م)

طبيب مترجم.

من مصر. أستاذ أمراض النساء والولادة، مدير أبحاث قسم النساء بجامعة ولاية نيويورك بأمريكا، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. مات في ٢٤ جمادى الآخرة، ٩ يوليو (تموز).

له: المنتخب في تفسير القرآن الكريم (باللغتين العربية والإنجليزية)، أصدره المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة 15 هـ(١).

عبدالدایم محمد طه (۱۳۵۱ - ۱٤۰۳ه = ۱۹۳۷ - ۱۹۸۳م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالرازق الأشموني = عبدالرازق عبدالوهاب زلابية

عبدالرازق بن السيد البكري (١٣٤٦ - ١٤١٩ه = ١٩٢٨ - ١٩٩٨م) تام

 (١) قلت: هكذا في مصدر نسب إليه التفسير المذكور، وهو من وضع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فلعله شارك فيه، أو ترجمه، أو أنه منتخب آخر؟.

من عزبة الأمير نجم بهربيط شرقية. حفظ القرآن الكريم وتلقى العلوم الشرعية والعربية والقراءات والتجويد بالأزهر وخارجه في القاهرة، شيوخه: محمد سالم إبراهيم جبيل، أحمد عبدالمنعم الأشموني. عين أستاذًا بكلية البنات الإسلامية في جامعة الأزهر، ومعهد الدعوة التابع للجمعية الشرعية، وكان شيخًا لمقرأة مسجد السيدة زينب، والسيدة عائشة، حتى آخر حياته (١).

عبدالرازق عبدالفتاح إبراهيم (۱۳۳۸ - ۱۹۲۵ه = ۱۹۱۹ - ۲۰۰۶م) من رواد الهندسة الميكانيكية.



ولد في بنها بمصر، حصل على دبلوم الفنون والصناعات في الهندسة الميكانيكية، وماجستير علوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة ولاية وين ديترويت بأمريكا، ودكتوراه فلسفة من جامعة ميشجن آن اربر بأمريكا أيضًا. تنقل في مراكز علمية مختلفة، منها مدرس ومفتش وكبير مصممين في التعليم الفني بوزارة التربية، مهندس بحوث بمعهد العلوم والتكنولوجيا بجامعة ميشجن بأمريكا، أستاذ وعميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة حلوان ثم رئيس جامعتها، وكيل وزارة التعليم العالى لشؤون المعاهد العليا، رئيس الجلس الاستشاري لمركز الأهرام للترجمة والنشر، وأشرف على العديد من الدراسات العلمية والعملية والأبحاث القومية والمشتركة، وحاضر في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية في الداخل والخارج، وتخرج على يديه أفواج (۲) إمتاع الفضلاء ٢/٨٤.

من المهندسين والباحثين والعلماء. وكان عضو عدة جمعيات، منها جمعية المهندسين الميكانيكية بأمريكا، والجمعية الدولية للاحتراف، عضو مجمع اللغة العربية، الأمين العام لنقابة المهندسين المصرية. مات يوم الثلاثاء ١٣ رمضان، ٢٧ أكتوبر.



عبدالرازق عبدالفتاح رأس جامعة حلوان

من عناوین کتبه: الدینامیکا الحراریة / جوردون فان وابلن (ترجمة)، الصیانة المنزلیة (مع إبراهیم فیروز)، ترشید الطاقة (مع آخرین).

ووقفت له على مراجعات ومقدمات عديدة لترجمات كتب علمية، وله بحوث علمية منشورة في الدوريات العلمية (٢٠).

عبدالرازق عبدالوهاب زلابية (۱۳۵۳ - ۱۹۰۹ه= ۱۹۳۴ - ۱۹۸۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرازق علي موسى (١٣٥٣ - ١٤٢٩ه = ١٩٣٤ - ٢٠٠٨م) مقرئ حافظ.



(٣) الأهرام ع٢٠١٧٤ (١٤٢٥/١١/٢هـ)، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص١٩٥، موسوعة أعلام مصر ص٢٩٦. وصورته من موقع (الموسوعة الهندسية).

#### تسبيط إرحمن الرجي

الحرامه رمه العالين. والصلوة والسلام على سول إله وآله ومحمه اجعين وبعد

نان النيخ مررزق عبد لها حر. من الحلاب الذين درست لصعر مكلبة ليرّا سهر المرد وتسعرفته عن قرب. وخبرته عد كنب. ويعرته مثال الحيوال خلاق الحيية حريصا على طدب العلم ملتريا بالعقيرة السلينية الصحيحة وفحسيه كذال ولاتركيه على الله وفقه الله لتحصل العلم والوتينا و يه بحدث مداله المحتصل العلم والوتينا و يه بحدث مراكب المجرية

بدرارزوللهماموك المدرس مكلية (حراكه المرام ملعمونات

#### عبدالرازق على موسى (خطه وتوقيعه)

ولادته في قرية شرانيس بمركز قويسنا في مصر. درس القراءات والعلوم الشرعية بمعهد القراءات في الأزهر، وحصل على شهادة التخصص في القراءات. ثم الإجازة العالية من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر كذلك. من شيوخه: أبو المعاطى سالم، عبدالفتاح المرصفى، محمد أحمد المغربي. ودرَّس في معاهدها الدينية، وعمل شيخًا لإحدى المقارئ بوزارة الأوقاف ثم ارتحل إلى المدينة المنورة ليدرِّس في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية، واختير هناك عضوًا في اللجنة العلمية بمجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف منذ تأسيسه، وعضو اللجنة العلمية للإشراف على التسجيلات القرآنية بالمحمع، عاد إلى مصر سنة ١٤١٨هـ ليتفرغ للإقراء والتأليف والتحقيق. وكان مرحًا، متواضعًا، تعلوه الهيبة والوقار. وله تلامذة تخرَّجوا عليه. مات يوم السبت ٢٢ ذي الحجة، ٢٠ديسمبر في الكويت.

تصانيفه: مرشد الخلّان إلى معرفة عدّ آي القرآن، شرح الفرائد الحسان، المحرر الوجيز في عدّ آي الكتاب العزيز: شرح المقدمة المتولي، الفوائد التجويدية: شرح المقدمة الجزرية، تأملات حول تحريرات العلماء للقراءات المتواترة، رسالة في الكلمات الممالة لورش من طريق الحرز، البحور

الزاخرة في شواهد البدور الزاهرة، الإرشاد إلى أهمية الإسناد، شرح الزبيدي على المدرّة في القراءات الثلاث شرح المخللاتي على ناظمة شرح المخللاتي على ناظمة النهر للشاطبي (تحقيق)، الفتح الرحماني في تحريرات الشاطبية لسليمان الجمزوري (تحقيق)، شرح الشاطبية لللهاسي (تحقيق)، شرح الشاطبية للفاسي (تحقيق)، شرح الشاطبية للفاسي (تحقيق)، شرح الشاطبة للفاسي (تحقيق)، شرح الشاطبة المناسي (تحقيق)، شرح المناسوري المناطبة المناسوري ا

السمنودي على الدرَّة في القراءات الثلاث (تحقيق)، تدريب الطلبة على تحريرات الطيبة في القراءات العشر من طريق طيبة النشر (ويليه: نظم تنقيح فتح الكريم في تحرير أوجه القرآن العظيم)(١).

عبدالراضي إبراهيم محمد (۲۰۰۰ – ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالراضي المراغي ١٠٠٠ - ١٤٣٣هـ = ٢٠٠٠ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالربّ بن عبدالربّ اليافعي (۰۰۰ – ۱٤۱۷ه = ۰۰۰ – ۱۹۹۲م؟)

ولد ونشأ في قرية مرفد التابعة لمنطقة يافع باليمن، وأخذ علومه في مدينة البيضاء، ثم فتح مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وتولًى الخطابة، وكان مرجعًا للفتوى، ثم استقرً بالبيضاء، ودرَّس الفقه والنحو في رباط الهدار للعلوم الشرعية حتى وافاه الأجل(٢).

(٢) موسوعة الألقاب اليمنية ٧/٣٤٥.

**عبدربه علي عتمان** (نحو ۱۳۳۸ - ۱۶۳۰ه = نحو ۱۹۱۹ - ۲۰۰۹م) قرئ.

شيخ مقرأة قها بمحافظة القليوبية في مصر. نال الإجازة في القراءات السبع ولم يتجاوز الثانية عشرة من عمره، وجلس للإقراء في قها وصار شيخها، وأقام الشعائر بأحد مساجد قلقشندة وبما مات، وكان يجلس للإقراء من الصباح وحتى ساعة متأخرة من الليل، واستفاد منه الكثير من الطلبة (٢).

عبدربه فضيل الغناي (۱۳۳۹ - ۱۹۲۰ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۸۰م) حقوقي شاعر.



من بنغازي. درس بجامعة نابولي، ثم بالمعهدين البريطاني والفرنسي. التحق بالأزهر، ثم درس بالمعهد العالي للتمثيل والسينما بالقاهرة. حصل على الدكتوراه الفخرية في القانون التجاري. عمل محاميًا، ثم قاضيًا، فرئيس محاكم الاستئناف ببنغازي. وحرَّر في عدد من الصحف، وأصدر جريدة «صوت الشعب». ونشر نتاجه الأدبي في صحف ومحلات الاستقلال والفجر الليبي. مات يوم ٣٠ ذي القعدة، ١٦ آب. ودواوينه الشعرية هي: آهات، الشروق، لمسات، همسات، من وراء الخيال، إليها، ليها،

ومن كتبه الأخرى: رفيق في الميزان: دراسة وتحليل لشعر رفيق المهدوي، مسرحية (٢) موقع الألوكة (الجلس العلمي) (١٤٢٠هـ).

<sup>(</sup>۱) إمتاع الفضلاء ۲۰۸/۱، وما كتبه عاطف عراقي في موقع «القرآن الحكيم» إثر وفاته، وخطه من موقع د. محمد طرهوني. ورسمه من جريدة القبس. ويرد اسمه على كتب له (عبدالرزاق) وهو خطأ من الناشرين.

كلية الآداب بجامعة القاهرة، متخصصًا في

اللغة العربية وآدابها. واعتقل هناك بسبب

انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين وحُكِم

عليه بالسجن سبع سنوات. وهو أحد

مؤسسى الجماعة بدمشق ومسؤول ملفها

بالشام. وقضى نحو ثلاثين عامًا أستاذًا في

جامعة الملك عبدالعزيز بجدَّة، متنقلًا بين

أقسام اللغة العربية والدراسات الإسلامية،

وكانت له مشاركات علمية في الجامعة،

وتخرَّج عليه الكثير من الطلاب والطالبات،

وكان له دور واضح وبارز في أوساط الجالية

الفلسطينية. ثم تفرّع للكتابة والتأليف ونظم

الشعر. وله تسجيلات صوتية ومرئية. توفي يوم السبت ٣ جمادى الأولى، ١٧ نيسان

طبع له: ديوان غريب الديار. وطبعت

محموعته الشعرية الكاملة قبيل وفاته بعنوان:

وله: أراجيز رؤبة بن العجاج (ماجستير)،

تطور الرجز من الجاهلية إلى نحاية العصر

عبدالرحمن أحمد البنا (۱۳۲٦- ۱۲۱۲ه = ۱۹۰۸ - ۱۹۹۹م)

داعية وأديب إسلامي، شقيق الإمام

حسن، عُرف بعبدالرحمن الساعاتي.

الأعمال الشعرية الكاملة.

الأموى (دكتوراه)<sup>(۲)</sup>.

الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٤١٣هـ، ١٨٨ ص.

المكان في روايات عبدالرحمن منيف: مدن الملح نموذجًا/ مريم خلفان حمد. - القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الآداب، ١٤١٢هـ، ٢٠٥ص. - (ماجستير).

البطل الملحمي في روايات عبدالرحمن منيف/ أحمد جاسم الحميدي. - دمشق: الأهالي، - ١٤٠ه، ١٧٩ص.

السرد المؤطر في رواية النهايات لعبدالرحمن منيف/ محمد علي الشوبكي.

مدار الصحراء: دراسة في أدب عبدالرحمن منيف/ شاكر النابلسي. - بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٤١١هـ، ٥٥ص.

عالم عبدالرحمن منيف الروائي/ صبحي طعان، ١٤١٦هـ.

التقنيات السردية في روايات عبدالرحمن منيف: دراسات أدبية/ عبدالحميد المحادين. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٤٠٠هـ، ٢٠١٥. البنية الروائية في رواية الأخدود لعبدالرحمن منيف/ محمد القواسمة. حمّان: دار البنابيع، ١٤١٩هـ.

الحلم والهزيمة في روايات عبدالرحمن منيف/ بحوى الرياحي القسطنطيني. - تونس: جامعة تونس، كلية العلوم الاجتماعية،

غسان كنفاني وعبدالرحمن منيف: الرؤية المستقبلية للرواية / كريم مهدي المسعودي. - عمَّان: دار أسامة، ١٤٢١هـ.

أزمة الحضارة العربية في أدب عبدالرحمن منيف/ صالح إبراهيم. – الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، [٢٥٥]، ٣٦٥ص. ترحال الطائر النبيل: سيرة وببليوجرافيا لعبدالرحمن منيف/ محمد القشعمي. – الرياض: دار الكنوز الأدبية، ١٤٢٣هـ، ١٧٠ص.

ومن مؤلفاته: الثقافة الوطنية: الأدب - الواقع - التاريخ، سيرة مدنية: عمّان في الأربعينيات، النهايات: رواية، قصة حب بحوسية، الكاتب والمنفى: هموم وآفاق الرواية العربية، حين تركنا الجسر: رواية، سباق المسافات الطويلة، الديمقراطية أولًا المديمقراطية دائمًا، بين الثقافة والسياسة، أرض السواد، العراق: هوامش من التاريخ والمقاومة، مدن الملح: التيه - الأخدود - تقاسيم الليل والنهار - المنبت - بادية الظلمات، العراق: هوامش من التاريخ الظلمات، العراق: هوامش من التاريخ الظلمات، العراق: هوامش من التاريخ القاومة العراقة. وكتب وروايات أحرى أوردتما له في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

**عبدالرحمن أحمد بارود** (۱۳۵٦ - ۱۶۳۱ = ۱۹۳۷ - ۲۰۱۰م) أديب وشاعر إسلامي داعية.



من موالید قریة بیت داراس التابعة للواء غزة، هُجِّر من قریته مع عائلته عام ۱۹٤۸ و استقرت بمخیم جبالیا، حصَّل دراساته الجامعیة والعالیة حتی الدکتوراه من

ر (۲) موقع المترجو له (

 (۲) موقع المترجم له (جمادی الأولی ۱۵۳۱هـ)، وشبكة الرباط الفلسطينية (إثر وفاته)، المجتمع ۱۸۷۸، و۱۸۹۶ (۲۰۱۰/٤/۲٤).

(۱) موسوعة أعلام الأدب العربي المعاصر ۱۲۷۳/۲، معجم الروائيين العرب ص٢٥٨، موسوعة أعلام العرب المبلعين الروائيين العرب المبلعين ١١٠٧/٢ الشرق الأوسط ع١٩٩٩ (١٢٤٤/١٢/٣) و ٢٧٩٢ الأهرام ع٢٩٨٤ (١٢٤٤/١٢/١٤هـ) وع ١٢٧٦٠ جائزة سلطان عويس الثقافية: الدورة الثانية ص٣٣، ملحق موسوعة السياسة ص٣٤، الانحراف العقدي ١٦٠/١، من رسائل الأدباء ص١٣٣.

ولد في مدينة المحمودية التابعة لمحافظة البحيرة، حفظ القرآن الكريم على والده، وتخرَّج في مدرسة التجارة، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الدعوة الإسلامية، وعمل في صدر شبابه مع والده في مهنة إصلاح الساعات، ثم التحق بوظيفة بهيئة السكك الحديدية حتى تقاعد بدرجة مدير عام. وقد نشط في مجال الدعوة الإسلامية، وكان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو محلس الشعب عن دائرة مصر القديمة، واهتمَّ بالفكر والأدب الإسلامي، وأسَّس «جمعية الحضارة الإسلامية» التي أدبحت في جماعة الإخوان المسلمين.

كتب مقالات ودراسات كثيرة في مجال الدعوة. وكتب العمود الصحفى في جريدة «الأخبار» القاهرية، كما نشر قصائد إسلامية عديدة في جريدة «الإخوان المسلمون».

وقد جمعت مقالاته في عدة كتب، هي: إلى الله، ثورة اللُّه، الدعوة إلى الله، التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الجهاد ضد العدوان الثلاثي على مصر. وكتب عددًا من المسرحيات التاريخية والدينية الشعرية، بعضها طبعت وبعضها مُثّلت، وهي: جميل بثينة (نال بها جائزة التمثيل الملكية وجائزة وزارة المعارف)، سُعدى، المعزّ لدين الله، غزوة بدر، صلاح الدين منقذ فلسطين، يوم ١٤ مايو ١٩٤٨م (يوم دخول الجيوش العربية أرض فلسطين - ط)، حصار في الشِّعب، الهجرة

وعنوان رسالته الجامعية: موقف اليهود من الدعوة الإسلامية(١).

عبدالرحمن بن أحمد السديري (ATT1 - YT31a = P1P1 - T... Yg) رجل دولة، شاعر.

خال الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود.



ولد في «الغاط» بالسعودية. تولَّى إمارة الحوف (١٣٦٢ - ١٤٠٩هـ)، كما تولَّى رئاسة لجان الحدود مع حكومة العراق، عضو في لجنة نظام المقاطعات، صاحب مؤسّسة عبدالرحمن السديري الخيرية، ودار الجوف للعلوم، ومركز الرحمانية الثقافي في الغاط، ذوات النشاطات العلمية المتعددة. توفي يوم الأحد ٢٨ صفر.



# مۇسستە عبدالەخ نالىدىرى الخىسى دىتية

عبدالرحمن بن أحمد السديري عمل أميرًا للجوف نحو نصف قرن! وكان صاحب مؤسسة خيرية

صدر فيه كتاب بعنوان: أمير منطقة الجوف عبدالرحمن بن أحمد السديري ١٣٣٨ -١٤٢٧هـ/ تحرير عبدالرحمن بن صالح الشبيلي. - الجوف: مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية، ١٤٢٨هـ، ٥١٠ص.

من كتبه: القصائد (شعر شعبي)، الجوف – وادي النفاخ.

وفي الكتاب الذي صدر فيه مراسلات وشعر شعبي له<sup>(۲)</sup>.

عبدالرحمن أحمد الشرقاوي (P771 - A. 31a = . 791 - VAP14) أديب روائي وكاتب مسرحي، مفكر يسارى.



ولد في قرية الدلاتون بدلتا مصر. وأتم دراسة الحقوق في جامعة فؤاد الأول. تولَّى بعد قيام ثورة يوليو عددًا من المناصب والمراكز القيادية في مجالات الثقافة والنشر. وتعتبر روايته «الأرض» التي صدرت عام ١٣٧٤ه من أشهر الروايات العربية التي صورت شقاء الفلاح المصري وحبه للأرض، وقد ترجمت إلى لغات كثيرة. وهو كشاعر وكاتب مسرحي عالج في قصائده ومسرحياته الشعرية قضايا سياسية واجتماعية معاصرة، ولو أن بعضها اتخذ الشكل التاريخي، وكذلك مسرحياته المستمدة من التراث الإسلامي. وكان تخصصه في القانون، ولكنه كان عاشقًا للأدب، ويبدو أنه لقى مقاومة من أسرته لهذا الاتحاه. وأذكر أن رواياته والسير التي كان يكتبها عن الأئمة كانت تثير ضجة وعدم رضى بين علماء المسلمين، لانحيازه

(٢) الفيصل ع٢٥٨ (ربيع الآخر ١٤٢٧هـ)، عالم الاقتصاد ع١٧٢ (ربيع الآخر ١٤٢٧هـ) ص١٢٨، الشرق الأوسط 31299 (17/7/77312).

إلى الأفكار اليسارية (الاشتراكية). ويقول رجاء النقاش في حديث عنه (باختصار): «الشرقاوي كان صاحب فكر يساري، يدعو إلى التغيير ويؤمن به. وكان في الوقت نفسه من أصحاب الأسلوب الواقعي في معالجة المشكلات الدقيقة، ولذلك قرر أن يخوض محاولة أو مغامرة كبرى للتوفيق بين الفكر اليساري والسلطة، كان من أعلام المدرسة الأولى في تاريخنا الثقافي والفكري، وهي المدرسة التي تعمل وتحرص على «التفاهم مع السلطة» وخلق الجذور معها، حتى لا يتعرض فكره للقمع المستمر الذي يؤدي به في النهاية إلى عدم القدرة على الإنتاج والإنجاز. على أنه لم يستطع أن ينجو بنفسه من كل العواصف، رغم جهوده الكبيرة التي بذلها للتوفيق بين الفكر اليساري والسلطة، فهو لم يصطدم فقط بمشكلة «السلطة» التي حلها بطريقته، وهي التحالف والمهادنة، بل اصطدم أيضًا بمشكلة أحرى خطيرة، هي مشكلة التوفيق بين الفكر اليساري والتراث العربي والإسلامي، وقد جاءته هذه الفكرة منذ وقت مبكر في أواخر الخمسينات. كان يدرك بمذه المواهب كلها أن الفكر اليساري إذا انعزل عن التراث فسوف يبقى فكرًا جافًا غريبًا ضعيف التأثير، كان محبًا لحرارة الحياة، عاشقًا لرؤية النتائج الفعلية للكلمة والفكرة في حياة الناس، وماكان شيء من ذلك يمكن أن يتحقق إلا بالدخول القوي في عالم التراث، وأهم ما في هذا التراث هو التاريخ الإسلامي والفكر الإسلامي، وهنا دخل بأفكار جديدة، وقدم في السنوات الأخيرة من حياته أعمالًا بارزة في هذا الجال بدأت بكتابه «محمد رسول الحرية»، وتوقفت عند آخر أعماله «الصديق أبو بكر». واستطاع بعذه الأعمال أن يصل إلى جماهير واسعة جدًا من القراء، وأن يدخل بفكره إلى معظم بيوت العرب

والمسلمين. ولكن محاولته «التوفيقية» بين فكره اليساري والتراث الإسلامي جرت عليه الكثير من المعارك العنيفة التي مات وفي نفسه شيء منها... ولم يستطع أبدًا أن يجد لها حلَّا نَهائيًا حاسمًا.. لقد ثار عليه الكثيرون من المحافظين ولم يتقبلوا منهجه في دراسة الإسلام وتراثه. وكان من مظاهر هذه المعارك العنيفة أن مسرحيته «الحسن ثائرًا وشهيدًا»، وهي من جزأين، لم تر النور حتى (الآن) رغم ظهورها منذ حوالي عشرين عامًا، وذلك بسبب اعتراض المحافظين على المسرحية ورفضهم لمنهج الشرقاوي في تصوير التاريخ الإسلامي والتعبير عنه. وكان من مظاهر هذه المعارك أن كتابه «محمد رسول الحرية» ما زال مصادرًا في عدد كبير من بلدان العالمين العربي والإسلامي. وكان من مظاهر هذه المعركة العنيفة، ما دبُّ بينه وبين الشيخ عبدالحليم محمود (شيخ الأزهر) من خلاف بالغ العنف والحدة .. وكان من ذلك أيضًا ما دبَّ بينه وبين الشيخ محمد الغزالي من حلاف صاحب عندماكان الشرقاوي يكتب دراسته الواسعة عن «على إمام المتقين». وهكذا فقد أراد الشرقاوي أن يحقق منهجه في «التوفيق» بين أفكاره اليسارية وبين التراث الإسلامي فخاض معركة بالغة الشراسة، ولم يخرج منها بغير جراح تركت آثارها واضحة على نفسه

وفي آخر حوار معه في مجلة «المصور»، أجراه معه المحاور مصطفى عبدالغني، وضمّنه كتابه «الشرقاوي متمردًا»، وبعد أن قرأه الشرقاوي مكتوبًا، قال له إنه يفضل نشر الحديث بعد وفاته. والذي فهمته من الحوار أنه كانت له ميول شيوعية، وأفكار اشتراكية، مجسدة في المنهج اليساري. ولكنه كان ينفي انتماءه لأي حزب. ومع ذلك عندما سئل: أين تضع نفسك في خارطة التصنيفات المألوفة: يمين، يسار، تقدمي،

ماركسي، وسط. إلى غير ذلك؟ قال: أنا ضدًّ مثل هذه التصنيفات، وأنا موقفي يتحدَّد في انحيازي للحقِّ والحرية والشعب، ويتحدد أكثر بالانحياز الواضح والصريح إلى هذا المعسكر الأخير. الشعب. وإذا أردت التوقف عند التفكير الذي يتخذ سمة دينية فإنني أقول: إن الفكر الحقيقي يجب أن يكون دائمًا لتحقيق الحدف الأسمى، وهذا الهدف الأسمى لا يخرج بأية حال عن تكوين (محتمع فاضل). وفي الاحتفال بالذكرى الخامسة لرحيله تقرر إنشاء مدرسة وبيت ثقافة باسمه في قريته.

الب الذستان سر الشوس فانوش. تمن عمد د مبد أرفع خرصل رمسد أطاران السؤم مسطع. (٤ المعيد) مع فالعن الشكردالوندان؟ الموالزفار

عبدالرحمن الشرقاوي (خطه)

وكتب في أدبه:

أدب عبدالرحمن الشرقاوي/ ثريا محمد مهدي العسيلي. – القاهرة: جامعة القاهرة، ٢٠٠٨ ه.

المسرح الشعري عند عبدالرحمن الشرقاوي/ سمية زباش. - الجزائر: جامعة الجزائر (رسالة ماجستير).

عبدالرحمن الشرقاوي الفلاح الثائر/كمال محمد على.

تصوير البطل في مسرح عبدالرحمن الله. - الشرقاوي/ صوفيا عباس عوض الله. - الإسكندرية، ١٤٠٩هـ (رسالة ماجستير).

الكاتب الكبير عبدالرحمن الشرقاوي شاهد على العصر/ حوار عمر بطيشة.

ومن أعماله المتنوعة: ديوان من أب مصري وقصائد أخرى، ابن تيمية الفقيه المعذب،

حصل على الشهادة الابتدائية من الصومال، وتلقَّى تعليمه المتوسط والثانوي

في مدرسة حنتوب بالسودان، وهي التي

تخرج فيها جعفر نميري وحسن الترابي.

عمل سفيرًا في عهد حكومة عبدالرشيد شارماركي لدى إثيوبيا. اختلف مع الرئيس

محمد سياد بري، وانقلب من محارب للنظام

الإثيوبي إلى حليف له، وأصبح رئيسًا

للحركة الوطنية الصومالية حتى سقوط

نظام بري عام ١٤١١هـ (١٩٩١م). أعلن

حزبه «دولة صوماليلاند» من طرف واحد،

وتعنى بالصومالية «أرض الصومال»، وتقع

شمالي الصومال، وهي التي على شاطئ

خليج عدن، مما أزعج الدول العربية

وغيرها، ولم تعترف بها أية دولة أو منظمة

دولية. فكان أول رئيس لـ «جمهورية أرض

الصومال» من (۱۹۹۱–۱۹۹۳م)، و

آخر رئيس للحركة الوطنية الصومالية من

عام ١٩٨٩م حتى عام ١٩٩١م. وعندما

دعم فكرة الانضمام إلى جنوب الصومال

إبان الحرب الأهلية بين عامى ١٩٩٣-

١٩٩٦م، نُفي إلى إثيوبيا لعقد من الزمان

تقريبًا، وعاد إلى أرض الصومال في ١٠

فبراير ٢٠٠٣م، وبقى فيها حتى وفاته يوم

السبت ١٤ رمضان، ٨ نوفمبر من السنة

نفسها(؛).

الأرض، أئمة الفقه التسعة، الحسين ثائرًا، الحسين شهيدًا (مسرحية شعرية)، خامس الخلفاء عمر بن عبدالعزيز، صلاح الدين النسر الأحمر، عرابي زعيم الفلاحين، الفاروق عمر بن الخطاب، محمد رسول الحرية. ومؤلفات أخرى له ذُكرت في اتكملة معجم المؤلفين)(۱).

## عبدالرحمن أحمد ظفر (۲۰۱۰ - ۱٤٣٣ ه = ۲۰۰۰) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن أحمد عبدالمولى (١٣٧٢ - ١٤١٧ه = ١٩٥٦ - ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

# عبدالرحمن بن أحمد بن العركان (۰۰۰- ۱٤٠٦هـ =۰۰۰- ۱۹۸۲م)

قارئ فقيه.

من المغرب. أخذ العلم بمدرسة «تيعزات» على الفقيه سيدي العربي بن شمسي وتزوَّج ابنته، كان حافظًا للقراءات السبع، ماهرًا في قراءة حمزة، ولكنه لم يُقرئها أحدًا، بل أقرأه برواية ورش لكثيرين، وكذلك علوم اللغة والفقه. وكان واسع الحفظ للأدبيات(٢).

(١) المصور ع٣٩٣ (٨/١/٢٨) ١ه) ص٣٧١، ٦٠ (وفيه كلام رجاء القاش)، الأهرام ع٣٧١ (٨/١٣/١٨) ١ه.). وينظر مقال «عبدالرحمن الشرقاوي يزوّر السيرة والتاريخ» لأنور الجندي، في الجتمع ع٣٧٨ (١/٢١/١١) ١ه.) م ح٣٦، ببليوجرافيا الرواية في إقليم غرب ووسط اللتا ص٢٦، ببليوجرافيا الرواية في إقليم غرب ووسط اللتا ص٢٠٦، أعلام الأدب العربي المعاصر ٢٧٥/٢، إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام ٢٦٣، معجم الروائين العرب ٤٥٢، وحديث عنه في كتاب: الخليعة الناصرية لصافيناز كاظم ص١٨، وتقوم له في كتاب: الخليعة العقلانية هداية أم غواية/ عبدالسلام البسيوني. - المنصورة: دار الوفاء، ص١٣٠، عالم الكتب (شوال ١٩٤٨)، أعلام مصر في القرن العشرين ص٩٩١، أعلام وأقزام ١٣٦٢/٢٢) عالم الكتاب ع٤٥ (١٩٩٧م) ص١٢٠، شخصيات أدبية ص١١٠،

 (٢) الدراسات القرآنية بالمغرب/ إبراهيم الوافي ص١٠١، منة الرحمن ص١٤٦. ونسبته في المصدر الأخير «العركات» وهو خطأ. وتقرأ الكاف كالجيم المصرية.

عبدالرحمن أحمد عقل (۱۳۰۹ – ۱۲۲۸ه = ۱۹٤۰ – ۲۰۰۷م) من روَّاد الصحافة الاقتصادية. ويرد اسمه أيضًا «عبدالرحمن عقل موسى»؟



من مصر. مدير تحرير الشؤون الاقتصادية في جريدة الأهرام. كان صاحب أشهر عمود اقتصادي بالصحافة المصرية «الناس والاقتصاد» الذي ظلّ يكتبه يوميًا طوال ربع قرن، وقد تناول فيه القضايا والموضوعات المطروحة في الساحة وما يهم المواطن العادي ورؤيته حول مشكلات وقرارات اقتصادية. وكان يستشير ويسأل حول الموضوعات والأخبار المستجدة مما لم يتأكد منها، وعُدَّ من أعلام الصحافة الاقتصادية في مصر والعالم العربي، وأستاذًا لجيل من الصحافيين الاقتصاديين. وقد رأس تحرير بعض الإصدارات، وساعد ناسًا بتوفير العمل لهم، كما ساهم في تعمير مساجد، وقد مات في مكة المكرمة بعد أن أدى شعائر العمرة هناك، يوم الأحد ١٩ ربيع الآخر، ٦ أيار (مايو) (٣).

عبدالرحمن أحمد علي تور (١٣٥٠ – ١٤٢٤ هـ = ١٩٣١ – ٢٠٠٣م) رئيس أرض الصومال.

عبدالرحمن أحمد العميري (١٣٥٦ - ١٤٣٣هـ = ١٩٣٧ - ٢٠١٢) (تكملة معجم المؤلفين)

 (٤) صومالي نت ٢٠١١/٩/٨م (بالإنجليزية)، الموسوعة الحرة ٢٠١٣/١٠/٢١م.

(٣) الأهرام ع١٨٩٣٤ (٢٠/٤/٨٢٤١ه).

عبدالرحمن بن أحمد الكاف (۱۳۲۰ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۰۲ - ۱۹۹۹م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن أحمد الكمالي (۱۳۵۰ - ۱۶۲۶ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۰۶م) عالم خطيب.

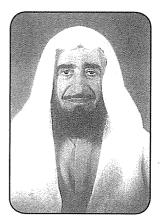

ولد ونشأ وتعلم في ولاية خصب التابعة لمحافظة مسندم بسلطنة عُمان، ودرس في المدرسة الكمالية، ثم في الأحساء ومكة المكرمة، وقدم إلى الكويت عام ١٣٧٣هـ، وتوظف إمامًا وخطيبًا بجامع الجهراء القلميم، وأكمل فيه خمسين عامًا، وكان مأذونًا شرعيًا، ويكتب للناس أوقافهم، ويرقي مرضاهم، ويصلهم في مجالسهم، وكان خطيبًا واعظًا، ومتواضعًا كريمًا، مع جمال في الخط، ونظم قوي. وقد توفاه الله فجريوم الجمعة، غرة ذي الحجة، ٢٢ كانون الثاني (ديسمبر).

وله: ديوان الخطب المنبرية في الوعظ وإرشاد البرية، ديوان الجواهر المرسّعة في الخطب المنوعة، شرح أركان الإسلام المسمى بغية الواعظين ومنار المتعظين (أعده واعتنى به عبدالرؤوف بن محمد الكمالي)، المواعظ السنية لأيام شهر رمضان البهيّة، ديوان بغية الخطباء والواعظين ومنار الهدى للمتعظين (۱).

(١) وترجمته من مقدمة كتابه «شرح أركان الإسلام»،

عبدالرحمن بن أحمد بن مهزع (۱۳۱۷ - ۱۶۰۱ه = ۱۸۹۹ - ۱۹۸۸) عالم قاض أديب.

ولد في المنامة، أكمل تعليمه في مكة، وفي الأحساء على آل أبي بكر وآل مبارك، أخذ مكان والده في مدرسته الدينية، وعمل في القضاء الشرعي منذ عام ١٣٦٦ه، ثم اختير رئيسًا لمحكمة الاستئناف العليا، وكان خطيبًا لجامع ابن مهزع نحو نصف قرن. نشر قصائد في صحف عصره، وترك مؤلفات مخطوطة: كتاب الصلاة على المذاهب الأربعة، أرجوزة يحض فيها على تسمية الأبناء بالأسماء العربية الإسلامية، ديوان شعر، وقصائد أحرى مخطوطة(١).

عبدالرحمن بن أحمد بن موسى (١٣٢٦ - ١٤١٧هـ؟ = ١٩٠٨ - ١٩٩٧م) نارئ.



من سلا بالمغرب، ودرس على علمائها، وكان ذا صوت رخيم، وقد أعجب الملك محمد الخامس بصوته فجعله مشفّعه وإمامه بمسجد أهل فاس بتواركة بالقصر الملكي، والتحق بالإذاعة فقرأ فيها، ودرَّس الأمراء، وكان يتلو القرآن عند افتتاح إرسال البرامج الإذاعية يوميًا، وامتدَّ ذلك عقودًا من الزمن، وكانت له مشاركة في الحفلات الدينية والمناسبات الوطنية التي يترأسها الملك، ومشاركة في إحياء المولد النبوي

الإعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام ص ١٣٩. (٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

بالمسجد الأعظم بسلا، وكان خطاطًا أيضًا، ومنشدًا، ويُحسن العزف على العود. مات في شهر شوال، فبراير (٣).

# عبدالرحمن أحمد نعمان (۱۳۲۷ - ۲۰۰۵ه = ۱۹۰۹ - ۲۰۰۶م)

مناضل حزبي. ولد ونشأ في بلدة ذبحان بمحافظة تعز في اليمن. درس في عدة بلاد، وانتهى إلى دراسة الاقتصاد بأمريكا، ثم عمل سكرتيرا لأبيه وللعلامة محمد محمود الزبيري بالقاهرة، ثم مستشارًا لحاكم إمارة رأس الخيمة، وشارك على محمد سعيد أنعم في تأسيس اتحاد الصناعات اليمنية، وشغل منصب الأمين العام له، وتابع مشاريع حيوية في تعز، والتقى بميشيل عفلق أثناء دراسة له في سورية والتحق بحزب البعث، وأنشأ في عدن منظمة (شباب مؤتمر خَمر للسلام)، وبعد إعلان الوحدة أعلن عن قيام تنظيم (حزب الأحرار الدستوري)، وأصدر صحيفة باسم الحزب سماها (صوت اليمن)، ثم أنشأ (مؤسسة النعمان التنويرية). وحضر مؤتمرات، ومات في عدن يوم ٣٠ محرم، ٢١ مارس(٤).

عبدالرحمن الإرياني = عبدالرحمن بن يحيى الإرياني

عبدالرحمن إسماعيل البرغوثي (١٣٢٣ - ١٤٠٥ه = ١٩٠٥ - ١٩٨٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن أشرفي (۲۰۰۰ - ۱٤٣٢هـ = ۲۰۰۰ (۲۰۱۱م)

(۳) معلمة المغرب ۷۳۲۰/۲۱ وقد وردت وفاته فيه هكذا:
 (شوال ۱۹۱۵ه، فبراير ۱۹۹۷م)؟ وهو خطأ، واخترت الميلادي منهما.

(٤) موسوعة الأعلام للشميري.

من باكستان. شيخ الحديث. رئيس الجامعة الأشرفية في لاهور بباكستان (أو نائبه)، مدرِّس صحيح البخاري أكثر من خمسين عامًا.



عبدالرحمن أشرفي درَّس صحيح البحاري أكثر من نصف قرن

عبدالرحمن الأكتع (۱۳۶٤ - ۱۳۳۰ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن بن أمزيل الإنزكاني (١٣٢٦ - ١٤٠٣ه = ١٩٠٨ - ١٩٨٢م) عالم فاضل. وهو «عبدالرحمن المستغفر أحداد».



من مدينة إنزكان بالمغرب. تعلم في مدارس، وتلقى العلوم الشرعية في المساجد على علماء كبار، ثم درَّس وأمَّ بالجامع الكبير، وتوافد عليه الطلبة من مختلف النواحي،

وكان على الطريقة التجانية، مارس مع الأمور العلمية الحدادة والفلاحة، واعتبر ذلك جزءًا من العملية التربوية، وتعرَّض لمضايقات من العدوّ المحتل، وكان يصلح ذات البين، ويكتب للناس عقود البيوع والزواج وما إلى ذلك. مات في ٢٣صفر.

نَشَالُكِنِي وَرُولَانِتُهُ لَوْمِ لَا الْمِنْكَانِي وَلَوْلِيَّ الْمُلِمِ مِنْ لَا الْمِنْكَانِي (خطه)

له: كناشة كبيرة، رحلة حجازية، منظومة نورة الربيع وشرحها (عن مفسدات الحج)، فتوى مطولة في مسألة السدل في الصلاة، محموعة من الخطب، قصائد في التوسل ومدح الشيخ أحمد التجاني، حجة المهتدين على من انتهك حرمة المساجد من المعتدين، تجريد أهل بدر، وكلها مخطوطة. وجمعت عائشة المستغفر (حفيدته) مجموعًا شعريًا له في بحث تخرُّج لها(۱).

عبدالرحمن بن أمين الجليلي (١٣٣٣ - ١٤١٧هـ؟ = ١٩١٤ - ١٩٩٦م) وزير اقتصاد.



(۱) معلمة المغرب ۸۳۰/۳، معلمة التصوف الإسلامي
 (۱۱۱۱، الرحلات المغربية السوسية ص ۳۹۱، معجم
 البابطين لشعراء العربية.

ولد في الموصل، حصل على الدكتوراه في الاقتصاد السياسي من القاهرة، عاد ليكون أستاذًا ونائبًا فوزيرًا للاقتصاد، ثم مستشارًا في وزارة المعارف بالسعودية. اشترك في تأسيس حزب الجبهة الشعبية المتحدة، ثم كان أمينها العام.

له: محاضرات في اقتصاد العراق، مبادئ علم المالية العامة، مبادئ في الاقتصاد، الإعمار في العراق، مبادئ الاقتصاد السياسي (مع جابر جاد)، تملك الأموال وتدخل الدولة في الإسلام (٢ج)، الملك غازي وقاتلوه، حصار الموصل والعلاقات العثمانية الفارسية ١٧١٨ – ١٧٤٣/ روبرت دبليو أولسن (ترجمة)، النظام النقدي في العراق(٢).

#### **عبدالرحمن أيوب** (۰۰۰ – ۱٤٣٤هـ = ۰۰۰ – ۲۰۱۳م) أستاذ لغوى.

من مصر. أستاذ في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، صاحب بحوث وآراء لغوية. نعي يوم الجمعة ٦ ذي الحجة، ١١ أكتوبر. وكتب فيه: الدراسات اللغوية عند عبدالرحمن أيوب/ حيدر محمد العبودي. كتبه: العربية ولمجتها، اللغة والتطور، أصوات اللغة.

عبدالرحمن بارود = عبدالرحمن أحمد بارود

عبدالرحمن الباني = عبدالرحمن بن محمد توفيق الباني

<sup>(</sup>۲) أعلام السياسة في العراق الحديث ١٨١/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤/٧٨٤ (وفيه نسبته - خطأ -الخليلي)، وصورته (في شبابه) من موقع ميدل إيست أونلان (وفيه وفاته ١٩٩٥م).

#### **عبدالرحمن بدوي محمود** (۱۳۳٦ – ۱۶۲۳ه = ۱۹۱۷ – ۲۰۰۲م) فيلسوف.



ولد في قرية شرباص بمحافظة دمياط، وهو ابن عمدتها. حصل على إجازة من قسم الفلسفة بالجامعة المصرية، وكذلك الماجستير والدكتوراه، وكان الأول على الطلاب في الجامعة. مؤسِّس وأستاذ ومشرف على قسم الفلسفة بجامعة عين شمس، أستاذ كرسي الفلسفة وتاريخها، رئيس قسم الدراسات الفلسفية، أستاذ زائر بجامعة السوربون، أبرز أساتذته الفلاسفة: ألكسندر كويره، أندريه لالاند، مصطفى عبدالرازق. عمل في جامعة بنغازي وأعفى من التدريس أو طُرد، لعله لفلسفته الوجودية، أو أن آراءه لم تعجب القذافي، ثم عمل في جامعة طهران، وانتقل إلى جامعة الكويت، وعاد إلى القاهرة عجوزًا خائر القوى وهو يشتكي من عدم تقدير وطنه له.

وقد أسهم في مشاريع النهضة الثقافية العربية المعاصرة، وأثرت مؤلفاته المتعددة في شتى ميادين الفكر الفلسفي والأدبي في تشكيل الوعي الفكري والنقدي لدى كثير من أحيال الكتاب والمفكرين في مصر والعالم العربي، وحاصة دعوته إلى حلق ثورة روحية تتأسّس على نظرة جديدة للحياة والكون والتاريخ، وتوازي في الوقت نفسه الثورة السياسية والحضارة الجديدة، وهو ما بشر به بقوة في كتابه المبكر

عن الفيلسوف الألماني «نيتشه» في عام ١٣٥٨هـ (١٩٣٩م)، الذي دعا فيه إلى ضرورة التوازن الخلاق بين الوعى والروح، وعلى دور الفلسفة في تأسيس النظر السليم ودعم هذا الوعى بالعمل الفعال. وكان من ركائز هذه الثورة الروحية ما أكده في جلِّ كتاباته اللاحقة على رفضه ونفيه سياسيًا وفلسفيًا «ثنائية الفرد والجماعة» و «الذات والموضوع»، لأن الفرد والذات كليهما لديه هما الوجود الحق. لكن ذكر باحث أنه «محقق ومعرّب كبير، لكنه قليل الإضافة الشخصية والإبداعية إلى الفلسفة العربية المعاصرة، فيما يُتكأ كثيرًا على أعماله ومراجعه في الدرس الفلسفي». وأنه وضع نصًا وحيدًا في الفلسفة الوجودية «الزمان الوجودي» عالج فيه من زاويته «مشكلة الموت»(١) وهي رسالته في الدكتوراه، وعلق أثناءها طه حسين - وكان أحد أعضاء لجنة التحكيم على الرسالة -: إن عبدالرحمن بدوي هو أول فيلسوف مصري! وشارك في الحياة السياسية الوطنية المصرية وهو في سن صغيرة، فكان عضوًا في حزب مصر الفتاة (١٩٣٨ - ١٩٤٠م)، ثم عضوًا في اللجنة العليا للحزب الوطني الجديد (١٩٤٤ - ١٩٥٢م) واختير في اللجنة التي كلفت في يناير ١٩٥٣ بعد ثورة يوليو بوضع دستور مصر، وكانت تضم خمسين عضوًا من صفوة السياسيين والمفكرين والقانونيين، وأسهم بجهد وافر في هذه اللجنة، خصوصًا في صوغ المواد الخاصة بالحريات والواجبات، لكن القائمين على ثورة يوليو لم يأخذوا به، لما فيه من ضمانات للحريات الليبرالية والحكم الديمقراطي.

وكرَّس جهده الفكري والفلسفي في أواخر أيامه للدفاع عن الإسلام والتصدي لمنتقديه، وألَّف عددًا من الكتب بالفرنسية (١) موسوعة أعلام العرب المبدعين (ضمن المراجع).

تصدَّى فيها للحملة المستمرة التي يشنها الغرب ضد الإسلام، كما أصدر كتابًا خصصه للدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنَّد فيه بالأسانيد العلمية والفكرية الرصينة دعاوى المنتقصين من قدره، وكذلك افتراءات المستشرقين التي وصفها بالجهل والتعصب.

وظل متحفظًا على الكثير من النظم والمفاهيم والآليات التي تحكم العمل السياسي والفكري في مصر، وفجّر ذلك في الكتاب الذي حمل سيرته الذاتية، وصدر قبل ثلاثة أعوام من وفاته، حيث انتقد فيه وهاجم عددًا كبيرًا من الرموز الثقافية والسياسية في مصر والعالم العربي، وشكّك في أصالتهم الفكرية والسياسية، مثل طه حسين والعقاد وفؤاد زكريا وغيرهم، وقد أثار هذا الكتاب زوبعة في الأوساط وقد أثار هذا الكتاب زوبعة في الأوساط

وكان قد هاجر من مصر نهائيًا عام ١٣٨٧هـ (١٩٦٧م)، وشرح الأسباب المباشرة لذلك في سيرته، أما السبب الرئيسي الذي دفعه للهجرة منها فهو نظام الحكم فيها، فهو لم يكن ليترك وطنه لو أن فسحة الحرية الفكرية كانت مؤمنة فيها.

وتتضمن مذكراته حملة شرسة على عبدالناصر والناصرية. فقد عنون أحد فصول مذكراته عبارة «وانزاح الكابوس» وقصد بذلك عبدالناصر بعد وفاته، وهو يتحدث عن سنة ١٩٥٢، وهي سنة ثورة ٢٣ يوليو على الصورة التالية:

«هي سنة الفصل بين عهد وعهد، كانت الحرية نعمة ينعم الكل بظلالها الوارفة ويطالب دائمًا بالمزيد، وإذا بها في العهد الجديد حكر لفرد تحيط به عصابة، وكان الأمن على النفس والمال موفورًا لكل شخص، فصار الخوف على كليهما يقض كل فرد وكل أسرة، وكان النفاق مقصورًا على فئة من الوصوليين وعديمي الضمائر،

فأضحى خصلة الشعب بأسره يتنافس الحميع في ممارستها ويتباهى بالتفوق فيها. وكانت الهزيمة البسيطة في فلسطين سنة ١٩٤٨م كارثة تزعزعت بسببها الثقة بالحاكمين، وإذا بالهزيمة الساحقة الماحقة في يونيو سنة ١٩٦٧م تحتشد لها جماهير ٩ و١٠ يونيو للهتاف بحياة من تسببوا في الهزيمة، ويرقص لها ممثلو الشعب في مجلس الأمة ابتهاجًا باستمرار المسؤولين عن الهزيمة في التحضير لهزائم تالية. وكانت العلاقات مع البلاد العربية والإسلامية تتسم بالمودة وتبادل المنافع وبالتقدير، فصارت القطيعة والعداوة وعدم التعود هي الصفات السائدة في هذه العلاقات. وكان المصري في سائر بلاد العالم مقبولًا لا يثير نفورًا ولا ارتيابًا ولا ازدراء، فإذا به يصبح هدفًا لكل مظنة فاسدة، ومدعاة للحذر أو الاحتقار، وكانت حقوق الإنسان المصري مكفولة بالدستور والقوانين، فإذا انتهكها حاكم ردّه القضاء إلى الصواب وأنصف المظلومين، فإذا بهذه الحقوق تصبح تعاطفًا متعاليًا من الحاكم على المحكومين أو تمدر دون مراجعة ولا جزاء، ويضحى الدستور والقوانين في أيدي الحاكم وزبانيته يعبث بما ما يشاء هواه».

وقال باحث إسلامي في عقيدته: «من حيث أفكاره التي اطلعت عليها فهي تؤكد إلحاده، لكن لا أعلم هل تاب ورجع عن أفكاره أم لا؟» ونقل عن بعض من ترجم له بأنه وجودي ملحد(١).

وقال فيه باحث إسلامي آخر مطلع على المذاهب المعاصرة: وجودي الاعتقاد، يتبتَّى الإلحاد ويدافع عنه، ألَّف في ذلك كتاب «من تاريخ الإلحاد في الإسلام»، احتفى فيه بالزنادقة والملاحدة، وأبرز شخصياتهم على اعتبار ألهم أهل تحرر وانطلاق. له

(١) الوجودية الحديثة: دراسة ونقد في ضوء الإسلام/ صالح الشريدة ص١٩.

جملة من المؤلفات تدور في مجملها على محور التغريب والمدافعة عن المستشرقين بشدة، والدعوة لإحياء تراث الفلاسفة، مثل ابن سينا والفارابي والسهروردي المقتول، وترجمة الفلسفات الغربية وتسويقها(٢).

وقال باحث آخر: «ظل متمسّكًا إلى آخر يوم في حياته بمذهبه الوجودي الذي لم يجد له أشياعًا ولا أتباعًا.. وقد عرف بميوله للتيارات القومية المتطرفة من الأحزاب الوطنية الشوفينية في مصر إلى التعاطف الواضح مع التيارات النازية والفاشية واليمين السياسية والثورية، وظل متحذرًا في الهوية الخضارية الإسلامية، على الرغم من كتاباته الخضارية الإسلامية، على الرغم من كتاباته وقد خصص أعماله الأخيرة للدفاع عن وقد خصص أعماله الأخيرة للدفاع عن المورت، والسيرة النبوية»(").

ويبدو أن قناعته بمذهب الوجودية اهتزت عن آخرها إن لم يكن قد طلقها، وهذا ما استنتجه باحث في مركز الإعلام العربي بالقاهرة، فقال: «... كما أنه رجع عن آرائه الوجودية المصادمة للشريعة الإسلامية، لينادي على الملأ بالدفاع عن القرآن ضد أباطيل المستشرقين، وعن السنة النبوية ضد غلاة العلمانيين، فكتب كتابيه: دفاع عن محمد».

وقال أيضًا: «... ورجع إلى نور اليقين مدافعًا عن الإسلام بحب وقناعة». ثم ذكر كتابيه السابقين وقال: «وفيهما ترك الفكر الغربي الذي ولع به، بعد أن تكشفت له أنوار الحقيقة الربانية التي آمن بما وانضمً إلى صفوفها، تاركًا زيف الشهرة والأضواء الخادعة»(أ.).

ومات عزبًا<sup>(ه)</sup>، في مستشفى معهد ناصر ————————

يوم الخميس ١٥ جمادي الأولى، الموافق ٢٥ تموز (يوليو).

وكانت له مكتبة ضخمة احتوت على أكثر من (٣٠٠) ألف كتاب! هكذا في مصدر! وفي مصدر آخر (الأهرام) أن أسرته أهدتها إلى مكتبة الإسكندرية وبلغت (١٢٦٤١) كتابًا ومخطوطًا.

وأعلن عن تشكيل جمعية الدكتور عبدالرحمن بدوي للإبداع الثقافي. وما كتب فيه وفي فلسفته:

التحولات الدينية والإنسانية في فكر عبدالرحمن بدوي/ عماد الدين العجيلي. مصر: جامعة المنوفية. - (رسالة جامعية). التيار الوجودي في الفكر العربي المعاصر: دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية/ إعداد هاني عبدالله الملحم. - الرياض: جامعة الملك سعود، ٢٢٢ اه (ماجستير). دفاع عبدالرحمن بدوي عن الزمان/ وائل دفاع عبدالرحمن بدوي عن الزمان/ وائل غالي. - القاهرة: دار الثقافة، ١٤١٧ه هو المؤي، وله ذكر في كتاب للعلامة أنور الجندي بعنوان: رجال اختلف فيهم الرأي، ص ٢٠٠.

وينظر: الوجودية في الفكر العربي المعاصر/ حازم سليمان ناصر.- بغداد: جامعة بغداد، ١٤١٠هـ، رسالة ماجستير.

عبدالرحمن بدوي فيلسوف الوجودية الهارب إلى الإسلام/ سعيد اللاوندي. - القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٢٣ ١هـ، ٧٤ ص.

دراسات عربية حول عبدالرحمن بدوي/ إشراف أحمد عبدالحليم عطية. - بيروت: المدار الإسلامي، ١٤٢٣ه، ٢٨٥ص. عبدالرحمن بدوي نجم في سماء الفلسفة: دراسات مهداة/ إشراف أحمد عبدالحليم. -القاهرة: مركز الكتاب للنشر، ٢٤٤٤ه،

وتأليفه.

<sup>(</sup>٢) الانحراف العقدي ٢٠١٢/٣.

 <sup>(</sup>٣) الشرق الأوسط ع٢٤٢٨ (١٧ جمادى الأولى
 ١٤٢٣ه).

<sup>(</sup>٤) الجنتمع ع١٥١٣ (٢/٦/٦٢هـ) ص٥٣.

<sup>(</sup>٥) كان يرى المرأة حجر عثرة أمام طموحاته العلمية

عبدالرحمن بدوي ومذهبه الفلسفي وجهوده في دراسة المذاهب/ عبدالقادر بن محمد الغامدي. - الرياض: مكتبة الرشد، ٢٩٤ هـ، ٧١٧ ص (أصله رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى، ٤٢٨ هـ).

عبدالرحمن بدوي وجهوده الفكرية/ سماح مأمون لاشين.- الإسكندرية: جامعة الأزهر، ١٤٢٦ه، رسالة ماجستير. هوامش على السيرة الذاتية للدكتور عبدالرحمن بدوي/ محمد عبدالرحيم الزيني. ويشكل عطاؤه الفكري والفلسفي مكتبة متكاملة، حيث ألف في السياسة والفكر الفلسفى والأدبي والتاريخ والتراجم والتحقيق، ونظم الشعر. وكان يتقن أكثر من عشر لغات، مما سهل له الاطلاع على أنواع الإصدارات وأحدثها. وكانت كتبه تترجم بانتظام إلى لغات أجنبية، ويتابعها القارئ الأجنبي لمعرفة أخبار الشرق. وقد امتاز بروعة الأسلوب ومتانة العبارة واستنباط النتائج. وبلغت مؤلفاته حوالي (۱٥٠) كتابًا.

ويروى أنه كان يرغب في أن يصبح مليونيرًا من وراء كتبه، وأنه حصل على ما تمني. ومن عناوين هذه الكتب، دون التركيز على أهمها: ابن عربي/آسين بلا ثيوس (ترجمة)، الأخلاق عند كنت، الأدب الألماني في نصف قرن، أرسطو عند العرب، الإشارات الإلهية لأبي حيان التوحيدي (تحقیق)، مؤلفات ابن خلدون، مؤلفات الغزالي، النصيرية، النقد التاريخي (المدخل إلى الدراسات التاريخية لأنجلوا وسينوبوي؟ ونقد النص لبول ماس؛ والتاريخ العام لكانط) (ترجمة)، الوجود والعدم/ سارتر (ترجمة)، الإنسان الكامل في الإسلام، الإنسانية والوجودية في الفكر العربي، تاريخ التصوف الإسلامي، الحكمة الخالدة لمسكويه (تحقيق)، حياة هيجل، الخوارج والشيعة (ترجمة)، دفاع عن القرآن ضد

منتقديه، دفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم ضد المنتقصين من قدره، موسوعة الفلسفة، موسوعة المستشرقين. وغيرها من الكتب التي أوردتما له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).



عبدالرحمن بركات = عبدالرحمن بن محمد القصار

عبدالرحمن بشير الطيارة (١٣٢٩ - ١٤٠٧هـ = ١٩١١ - ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالرحمن بن بكر الصباغ (۱۳۲۷ - ۱۹۱۸ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۹۸؟)

(۱) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ١٩٧٠ موسوعة أعلام العرب موسوعة أعلام العرب المبدعين ١/٣٦١، موسوعة بيت الحكمة ١/٩٥١، اعترافات أدباتنا في سيرهم الذاتية / على عبده بركات ص ١٥٥، المحق موسوعة السياسة ص ٢٩٠١، العالم س ع ١٤ ص ٥٥، المجلة ع ١٠٥٤ الأوسط ع ١٠٤١، المبلة ع ١٤٣٧٤ وع ١٤٣٧١، المشرق الأوسط ع ١٤٢١ (١٤٢٠/٥/١٦)، وع ١٤٢٢/٥/١٤ (١٤٢٢/٥/١٤)، الفيصل ع ١٤١٤ (شعبان الأهرام ٢٩/٥/١١) الوطن (السعودية) (١٤٢٢/١/١٤) (شعبان البحث عن المعقول في الثقافة العربية ص ٢٥٠) أعلام وأفزام المبحث عن المعقول في الثقافة العربية ص ٢٥٠) أعلام الفكر العربي ص ١٠٠٠، وطرابيشي ص ١٥٠، أعلام الفكر العربي المهدورية المه

تړبوي.

ولد في مكة المكرمة. والده أحد علماء المسجد الحرام. تخرج في المدرسة الفاخرية الأهلية، درَّس، تدرَّج في مناصب تعليمية حتى صار مفتشًا بوزارة المعارف.

له تآليف، منها: تربية النشء في المنزل والمدرسة والمجتمع (٢ج)، طاهر الدباغ في خدمة الوطن، ذكريات مدرّس، المبادئ الصحية (كتابان مدرسيان)، مبادئ الصحة (مدرسي)، خواص الأجسام (مدرسي)، القواعد الصحيحة (مدرسي، مع محمد بخش)، سنن الكائنات (مدرسي، مع عمر عبدالجبار)(٢).

عبدالرحمن بن أبي بكر الملا (١٣٢٣ - ١٤٢١ه = ١٩٠٥ - ٢٠٠٠م؟) فقيه حنفي أديب.



ولد في الكوت بالأحساء في السعودية، حصًل العلم في الحلقات العلمية بمدينته إضافة إلى حلقات المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ومن شيوخه محمد بن عبداللطيف الملاء وأحمد علي العرفج. كما درس في المدرسة الصولتية بمكة المكرمة. حتى تصدَّر للعلم. درَّس في المدرسة الأميرية بالهفوف وعمل إمامًا لمسجد آل أبي بكر بالأحساء، وتتلمذ عليه جملة من أهله.

(٢) معجم المطبوعات العربية السعودية ٥٢٧/١، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٨١، موسوعة الأدب العربي السعودي الحديث ٧٩/٩، من أعلام التربية والتعليم في مكة المكرمة ص٧٥.

انتقل عام ١٣٨٠ه إلى مكة المكرمة، وكانت له حلقة علمية دراسية في الحرم المكي. توفي بمنزله في الأحساء ليلة الاثنين ٢٦ شوال.

حرَّج له صالح العصيمي ثبتًا.

ومن تصانيفه: روضة الأزهار في متنوعات الأشعار (شعر)، نزهة العينين في الرد على من أنكر الدعاء بعد الحديث والوعظ ورفع اليدين، إلهام المغيث في أقسام الحديث، ديوان شعر، عبير الرسائل (رسائله الأدبية واللغوية والشخصية)، قطف الورود من الأسئلة والردود (رسائله العلمية وفتاوه الشرعية)، سير الأوائل في حكم تملك العروق والأصائل\().

عبدالرحمن البنان = عبدالرحمن محمد البنان

عبدالرحمن بيصار = محمد عبدالرحمن بيصار

**عبدالرحمن التكريتي** (۱۳۳۳ - ۱٤۰۷ه = ۱۹۱۶ - ۱۹۸۷م) ضابط عسكرى، باحث في الأمثال.



(۱) معجم الشعراء السعوديين ص٢٤٤، الجزيرة (١) معجم المعاجم والمشيخات (٢٥/١، ومما كتبه عبدالحميد بن عثمان الملا في مقدمة «النبذ في أصول الحديث: شرح منظومة الشيخ عبدالرحمن بن أبي بكر الملا، المسماة: إلهام المغيث في أقسام الحديث»/ خلدون خالد المقلح. وصورته من شبكة روض الرياحين.

ولد في الموصل، تخرج في الكلية العسكرية، آخر منصب عُيِّن فيه رئيس محكمة الثورة في سنة ١٣٨٣هـ (١٩٦٣م)، عضو جمعية المؤلفين والكتاب، شارك في المؤتمرات الثقافية في العراق، حصل على وسام الرافدين (درجة ثانية).

من مؤلفاته: الأمثال البغدادية المقارنة مع أمثال أحد عشر قطرًا عربيًا: أول محاولة لمقارنة الأمثال العربية (٤مج)، جمهرة الأمثال البغدادية (٦ مج)، دراسات في الأمثال العربية المقارنة، الكامل في الأمثال (لعله ما زال مخطوطًا)(٢).

عبدالرحمن توفیق أحمد (۱۳۲۰ - ۱۲۳۳ه = ۱۹۶۵ - ۲۰۱۱م) خبیر إداري.



من مصر. حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتوراه في التخصص نفسه من كلية التجارة بجامعة الزقازيق، ثم كان أستاذ إدارة الأعمال في جامعة القاهرة، وخبيرًا أول للتدريب، ونائب مركز التطوير الإداري للخبراء العرب، وكان مقرر اللجنة الوزارية للتنمية الإدارية، مؤسِّس ورئيس بحلس إدارة مركز الخبرات المهنية للإدارة عركز الخبرات المهنية للإدارة

 (۲) موسوعة أعلام العراق ۱۲٤/۱، معجم المؤلفين العراقيين ۲۲۵/۲، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۲۶۵/۲٤.

(بميك)، وأشرف فيها على إصدار أعمال كتابية عدة، تأليفًا وترجمة بلغت (٧٥) كتابًا في الإدارة وتنمية الموارد البشرية. كما رأس مجلس إدارة جمعية التدريب والتنمية ومجلتها، وترأس سبعة مؤتمرات عربية للتنمية البشرية بالقاهرة، وقدَّم ملتقيات عامة بالدول العربية، وعمل مستشارًا لمنظمات دولية، وأدرج اسمه ضمن دليل WHO للشخصيات العالمية العاملة في مجال التدريب والتنمية البشرية. شيعت جنازته في ٣ صفر، ٢٨ ديسمبر.

من أعماله: صحة المديرين بين الضغط والضبط/ روبرت س. إليوت (ترجمة مع علا أحمد إصلاح) وعنوانه على الغلاف: دليل صحة المديرين في مواجهة ضغوط العمل والحياة. وأعد الدليل الأول في التدريب والتنمية البشرية، ويضم أكثر من عشرة البشرية بالعالم العربي، وألف الموسوعة البشرية في الحال نفسه، وتقع في (٨) أجزاء. وأصدر أكثر من (٢٥٠) موضوع تدريبي وألف مناهج تدريبية متكاملة بلغت (١٩) منهجا). وأنتج أربعة أفلام تدريبية عربية، وبرنامج وإنتج أربعة أفلام تدريبية عربية، وبرنامج

عبدالرحمن التونسي = عبدالرحمن بن صالح التونسي

**عبدالرحمن بن جاسم المعاودة** (۱۳۲۹ - ۱۶۱۷هـ = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۹م) شاعر تربوي.

(٣) من موقع مركز الخبرات المهنية للإدارة (إثر وفاته).

عبدالرحمن الجيلالي = عبدالرحمن بن

محمد الجيلالي

عبدالرحمن حاج حسين آدن ( . . . - 07312 = . . . - 3 . . 79)

من الصومال. درس في مصر، حصل على

الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة برلين،

عاد مدرسًا في جامعة مقديشو، مسؤول في

وزارة الخارجية الصومالية «دائرة إفريقيا»،

مستشار سياسي في السفارة الصومالية

بألمانيا، وأكب النضال الإريتري، شارك في

تأسيس وكالة أنباء القرن الإفريقي ورأسها، فكان من المهتمين بشؤون الصومال وإريتريا

والقرن الإفريقي وكذا الصوملة. وكانت

مقولته المفضلة: {إن أللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ

مات في مدينة بون يوم الحمعة ٦ جمادي

حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ } .

الآخرة، ٢٣ تموز (يوليو).

له کتب ومحاضرات<sup>(۳)</sup>.

كاتب وحقوقى مؤرخ.



ولد في المحرق بالبحرين. درس ثلاث سنوات في الجامعة الأمريكية ببيروت. رفض العمل في المدارس الحكومية بسبب مناهجها الاستعمارية، أنشأ مدرسة الإصلاح الأهلية، وأسهم في تأسيس النادي الأدبي، انخرط في صفوف الحركة الوطنية وتحمس لها، لكنه نُزح إلى قطر بسبب مضايقة حكومة البحرين له وخاصة المستشار الإنجليزي، واستقرَّ هناك، وصار كبير شعرائها، ومن رواد التجربة الشعرية

ومما كتب فيه: المرجعية والانزياح: دراسة بدايات النقد الأدبي في البحرين والخليج وتوثيق النصوص النقدية حول شعر

الرحدة الكرل فوالهي لذي ينعل لتنلعه صاع ما

منعبير وارممحينا ونغيمى طابق تمرننا الحليل بناءح

د له شب تكسيه الخفور درانه " وتر مدنيه صفاله ريفا ،

عبرا لامان فليلاد وملوم تطلب لربية المراء

سيف الدولة بن حمدان، المستعصم بالله، جبلة بن الأيهم، العلاء بن الحضرمي أو دخول أهل البحرين في الإسلام، يوم ذي قار (۱).

# (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن جبقجي = عبدالرحمن بن

عبدالرحمن جبيرو = عبدالرحمن محمد

عبدالرحمن الجليلي = عبدالرحمن أمين

عبدالرحمن الجمني

ولد في الجنوب التونسي. انخرط في النضال الدستوري، أسهم في تحرير «إفريقيا الفتاة» و «الشباب» وفي الإذاعة خلال الاحتلال الألماني لتونس، راسل من الجزائر صحفًا تونسية، أصدر في المغرب جريدة «العزيمة» سنة ١٣٧٢هـ

# o, Lyne عبدالرحمن المعاودة (خطه)

عسا ارهم معا المح

عبدالرحمن المعاودة/ إبراهيم عبدالله غلوم.-المنامة: مؤسسة الأيام للصحافة، ١٤١٧ه. ودواوينه الشعرية هي: ديوان المعاودة، لسان الحال، دوحة البلابل، القطريات.

1996/0/65

وله عدد من التمثيليات الشعرية، مثل: عبدالرحمن الداخل، الرشيد وشارلمان،



محمد نور جبقجي

خير جبير

الجليلي

(P771 - 1.31a = .791 - 11919) محرر صحفي.

(10915)(1).

#### عبدالرحمن بن حامد السري (1771-1.310=.181-11819) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن الحريشي = عبدالرحمن بن العربى الحريشي

(٣) مما كتبه عبدالقادر حمدان في موقع «القرن الإفريقي»

(١) موسوعة بيت الحكمة ٣٠٢/١، في السير والتراجم ص٨٧، معجم البابطين ١١٨/٣، الفيصل ٢٣٧٤ ص١١٢، موقع بحرين اليوم ١١/٣/١٢م. (٢) أعلام الإعلام في تونس ص١٨٠٠

عبدالرحمن الجمهور = عبدالرحمن بن

عبدالله الجمهور

#### **عبدالرحمن حسب الله** (۱۳۲٦ - ۱۶۱۲ه = ۱۹۰۸ - ۱۹۹۲م) داعبة.



هو آخر الستة الأوائل الذين بايعوا الإمام حسن البنا في الإسماعيلية على تأسيس دعوة الإخوان المسلمين. أبلى في دعوته بلاء حسنًا، وظل وفيًا لبيعته حتى لقي ربه. كان سائقًا بميئة قناة السويس، ثم انتقل منها إلى شركة «المقاولون العرب»، حتى أحيل إلى التقاعد. وفي عام ٩٠٤ هـ أصيب بمرض الشلل النصفي، وفقد القدرة على الكلام، حتى توفي في أوائل شهر ذي القعدة (١).

عبدالرحمن حسن التهامي = حسن التهامي

عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني (١٣٤٦ - ١٤٢٥ه = ١٩٢٧ - ٢٠٠٤م) عالم ومفكر إسلامي.



ولد في دمشق لأب عالم مجاهد مصلح، منشئ معهد «التوجيه الإسلامي» الذي تابع فيه الابن دراسته النظامية حتى نفاية مراحلها، ثم درَّس فيه الفقه وأصوله

(١) المجتمع ع١٠٠٠ (١/٩١/١٢) هـ) ص٣٤. والصورة من موقع الإخوان المسلمين.

والتوحيد، والمنطق والفلسفة، والأدب والبلاغة، كما حصل على إجازة من كلية الشريعة بجامعة الأزهر، وشهادة العالمية مع تخصص الدراسة، عاد إلى دمشق ليدرّس في الثانويات العامة والمعاهد الشرعية، ثم انتقل إلى وزارة الأوقاف وأسندت إليه إدارة التعليم الشرعي، ونظم الجانب الإداري فيه، وأردفه بمناهج وأنظمة علمية، ثم قدم مشروعًا يضمن للتعليم الشرعي وضعًا كريمًا يعدل نظيره المدنى.. لكن السلطات الحزبية أوقفت هذا التطور المنافي لتصوراتها، فنقل الشيخ إلى وزارة المعارف، ثم عزل في حجرة باسم «عضو بحوث». وبعد سنة صدر القرار بتسريحه وتسريح والده وآخرين، ثم تعطيل جمعية التوجيه الإسلامي وسائر مؤسَّساتها التعليمية والتوجيهية والاجتماعية، ومنعهم من أي نشاط إسلامي، ولاسيما الخطابة في المساجد، واعتقل والده فسجن، وصودرت أمواله مع ممتلكات الجمعية بأسرها، وامتلأت السجون بكبار العلماء والشباب من دعاة الإسلام، ولم تنجل الغُمَّة إلا في أعقاب الهزيمة التي حلَّت بدول المواجهة عام ١٣٨٧هـ (١٩٦٧م)، فكان السبب في الإفراج عنهم، وأعطتهم فرصة التحرك في حدود السعى لكسب الرزق. ونحا المترجم له من الاعتقال، فتعاقد مع كلية الشريعة بالرياض، ثم تحول إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في مكة المكرمة، التي أصبحت فيما بعد «جامعة أم القرى» ثم كان أستاذًا في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة، إلى جانب تدريس بعض المواد في قسم الدراسات العليا والإشراف على رسائل في الماجستير والدكتوراه. وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والأدبية، مع مشاركات يومية في الإذاعة السعودية استمرت عددًا من السنين، وأحاديث أسبوعية، ومشاركة في ندوات بالتلفاز، إلى الكثير من المقالات

والقصائد في ميدان الصحافة. وعن أحبً الأعمال إليه قال: «إنه يؤثر من الإنتاج ما يحمل العطاء الفكري المتجدد، وأوثقه صلة بنفسه ذلك الذي يكلفه بحثًا وتتبعًا وتأملًا، لأن بطبيعته يسأم المكرر، ويستهويه الجديد المبتكر...». وكان قد شرع أواخر عمره في تفسير كتاب الله تعالى حسب ترتيب النزول، وأنهى تفسير السور المكية، وتوفي عند تفسيره سورة البقرة، ويقع في (١٦) من الأنشطة الجماعية التي يموج بما العالم من الأنشطة الجماعية التي يموج بما العالم الإسلامي. مات يوم الثلاثاء ٢٤ جمادى الآخرة، ١٠ آب (أغسطس) في دمشق إثر مرض عضال. رحمه الله.

أفردت زوجته عائدة راغب الحراح ترجمته في كتاب عنوانه: عبد الرحمن حبنكة الميداني العالم المفكر المفسر: زوجي كما عرفته.

كما قدمت في جهوده العلمية رسالة ماجستير بعنوان: جهود الشيخ عبدالرحمن حبنكة الميداني في الدفاع عن الإسلام/ بدوي محمد الصاوي (جامعة الأزهر، ٢٧٧).

وفي تفسيره رسالة دكتوراه عنوانما: عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ومنهجه في تفسير القرآن الكريم، المسمى معارج التفكر ودقائق التدبر/ إحسان طه ياسين (بغداد، كلية العلوم الإسلامية، ٢٩٩هـ) وله مؤلفات عديدة تدل على تعمق في لإسلام وقوة عقلية وفكرية جبارة.. وله أشعار أصبحت أناشيد..

ومن مؤلفاته: الأمثال القرآنية: دراسة وتحليل وتصنيف ورسم لأصولها وقواعدها ومناهجها، آمنت بالله (شعر)، أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: التبشير. الاستشراق – الاستعمار، أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها، بصائر للمسلم المعاصر، البلاغة العربية: أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها، التحريف المعاصر في الدين،

الامرة والمقسطة عامير وسكال والماليكيون سسامة عامرون

ترنيمات إسلامية (شعر)، تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد ووجوه النصر، روائع من أقوال الرسول: دراسات أدبية ولغوية وفكرية، صراع مع الملاحدة حتى العظم، صفات عباد الرحمن في القرآن، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، العقيدة الإسلامية وضوابطها، غزو في الصميم: دراسة واعية للغزو الفكري والنفسى والخلقى والسلوكي، قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، الكيد الأحمر: دراسة واعية للشيوعية وجذورها وأفكارها، معارج التفكر ودقائق التدبر: تفسير تدبري للقرآن الكريم بحسب ترتيب النزول (رأيت منه مج ١٥ في عام ١٤٢٧هـ)، مكائد يهودية عبر التاريخ، المنتقى، الوالد الداعية المربى الشيخ حسن حبنكة الميدانى: قصة عالم محاهد حكيم شجاع. إضافة إلى كتب أخرى له أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالرحمن حسن عزام (۱۳۱۰ - ۱۳۹۹ه = ۱۸۹۲ - ۱۹۷۱م) سياسي وزير. أول أمين لجامعة الدول العربية.



(۱) علماء ومفكرون عرفتهم ۵۹/۳، معجم المؤلفين
 السوريين ص۱۱۷، البعث الإسلامي (شوال ۱٤۲٥هـ)
 ص۹۸۰.

قرية ولد في الشوبك بمركز البدرشين في الجيزة محافظة بمصر. حصل على إجازة في القانون، وانضمَّ إلى الحزب القديم الوطني أسَّسه الذي مصطفى كامل، مع واشترك إخوانه الليبيين في جهادهم ضد المحتل الإيطالي، وكان عضو

اللجنة التنفيذية والسكرتارية العامة للمؤتمر الإسلامي والعربي الذي عقد بالقدس سنة ١٣٥٠هـ (١٩٣١م). وبعد عودته من ليبيا انتخب في أول مجلس نواب مصري عام ١٣٤٢هـ (١٩٢٤م) وعين وزيرًا للأوقاف، فالشؤون مفوضًا لمصر، ثم وزيرًا للأوقاف، فالشؤون المرابطة» وعين قائدًا لها. و كان صاحب المرابطة» وعين قائدًا لها. و كان صاحب أول أمين لها منذ إنشائها في ٢٢ آذار (مارس) ١٩٤٥، إلى أن قدم استقالته من منصبه في التاسع من شهر أيلول (أغسطس) سنة ١٩٥٢، وتوفي يوم ٥ مجادى الثانية، ٢ يونيه.

ومماكتب فيه: أسرار الجامعة العربية وعبدالرحمن عزام/ وحيد الدالي.- القاهرة: مكتبة روز

اليوسف، ٢٠٤١ه، ٢٦٤ص. صفحات من المذكرات السرية لأول أمين عام للجامعة العربية عبدالرحمن عزام/ جميل عارف. - القاهرة: المكتب المصري الحديث، ١٣٩٧ه.

جامعة الدّول العربنية -الأملة العسكمة

برم سعود ۱۹۱۸ کستونی وی ورو ترونست

# عترزمالأفر بسماس النطه

السلام مليكم ورحمة الله وبراك ومدد لما لان وصلني حواسلم المؤرخ الما المؤرض المؤرخ الم

وارجو فان يمكني معامل بدل علي استعبداده إلاداً الحدَّم المديمة لايسانية -

والله المستوول في بالل هذا السمي بالنجاح. وان يولقنا مسبس لفيك الي ما قيم طير السرب وسيداد هم "

\_ وتفشلوا - ايها 194 الاحريق يتبول خالص تحمالي واطيب تسيالي. قام بوقور الصحة والبل الهناء -

۵۰ زرر علاجینل

عبدالرحمن عزام (خطه من خلال رسالة إلى نبيه العظمة (دمشق) في ٩ ١٣٦٦ عبدال بعرب المحتجزين في أوروبا).



عبدالرحمن حسن عزام أول أمين لجامعة الدول العربية

ومن مؤلفاته: الرسالة الخالدة، بطل الله الله على الله عليه وسلم (٢).

عبدالرحمن بن حسن عيَّاش (١٣٣٥ - ١٩١٧ه = ١٩١٦ - ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (٢) الرعيل العربي الأول ص٤٧٢، أعلام مصر في القرن العشرين ص٣٠٠، المعلومات (أبريل ، يونيو ١٩٩٥م)
 ص٩٢، موسوعة مقاتل من الصحراء (١٤٣٧هـ).

عبدالرحمن حسن محمود (۱۳۲۳ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۰م) مصحح ومحقق تراثي.



ولد في قرية آبار الملك بمركز أخميم في مصر، حصل على الثانوية، وواصل تعليمه، ودرَّس بمعهد بلصفورة الديني الابتدائي، ثم كان مدققًا ومصححًا لكتب التراث في مكتبة الآداب بالقاهرة، ورئيسًا لإدارة تصحيح التراث بمطابع الحلبي، وظلَّ يعمل بما طوال حياته، وصار محققًا مشهورًا. وكان عضوًا بمحمعية العشيرة المحمدية، وبجمعية مكارم الأخلاق، وجمعية الأدباء، ولجنة تحقيق المتراث بالمحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وقد راجع وصحح كتبًا كثيرة، وتوفي بالقاهرة.



عبدالرحمن حسن محمود عمل رئيسًا لدائرة تصحيح التراث بمطابع الحلبي

ومن الكتب التي حققها: منح المنة في التلبس بالسنة للشعراني، ردُّ المتشابه إلى المحكم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لابن عربي، البعث والنشور لابن أبي داود، الكبائر للذهبي، خصائص يوم

الجمعة للسيوطي، البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم للشعراني، فتح الوهاب بشرح حديث الذباب لغريب جمعة (عقب عليه)، خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه (تخريج أحاديث)، المكنون في مناقب ذي النون للسيوطي، تنبيه الغبي في تخطئة ابن عربي للشعراني، الطبقات الكبرى له أيضًا، الأدب المفرد للبخاري، سيرة الإمامين الليث والشافعي لابن سيرة الإمامين الليث والشافعي لابن حجر، تحقيق (٢٥) رسالة لابن عربي. وله تحقيقات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (۱).

عبدالرحمن بن حسين التركيت (١٣١٠ - ١٣٩٦ه = ١٨٩٢ - ١٩٧٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي (١٣٥٨ - ١٤٣٤ه = ١٩٣٩ - ١٠١٣م) عالم زيدي.



ولد ونشأ في هجرة فللة التابعة لصعدة، انتقل إلى ضحيان، وصعدة، وأخذ عن والده، ودرهم حورية، ومجد الدين المؤيدي. ثم تصدَّر للتدريس والإفتاء والإصلاح بين الناس، وجمع مكتبة كبيرة، عضو اللجنة العليا للمعهد العلمي بصعدة. توفي يوم الخميس ١٧ رمضان، ٢٥ يوليو.

(١) معجم البابطين لشعراء العربية، المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف.

وثما طبع له من الكتب: الإصباح على المصباح في معرفة الملك الفتاح/ الناصر لدين الله المؤيدي (ت ١٠٨٣هـ) (تحقيق)، الفتاوى: تتضمن مسائل مهمة يحتاجها الطالب والمستفتي ولا يستغني عنها العالم والمفتي.

ومن كتبه المخطوطة: فتح الخلاق في الردِّ على مسائل العراق، الردُّ الواضح الجلي في اتباع زيد بن علي، الجواب على السبع المسائل، أطواق الحمامة في تحقيق مسألة القسامة (٢).

عبدالرحمن الحفيان (١٣٧٣ - ١٤٣١ه = ١٩٥٣ - ٢٠١٠م) قارئ حافظ.



من مواليد مدينة مكثر بولاية سليانة في بتونس. حصل على الشهادة العالمية في القراءات وعلوم القرآن مع شهادة التخصص من الأزهر، ودرس الصوتيات في باريس. عمل أستاذًا بالمعهد الأعلى للشريعة، وأستاذًا زائرًا، ومدرسًا برابطة على الترتيل في إذاعة الزيتونة، وكان عضوًا بلجنة التحكيم الدولية في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتفسيره وترتيله وتجويده، وعضوًا بلجنة تصحيح المصاحف بالمجلس وعضوًا بلجنة تصحيح المصاحف بالمجلس الإسلامي الأعلى بالوزارة الأولى، وأشرف على تصحيح مصحف الجمهورية التونسية على تصحيح مصحف الجمهورية التونسية

 (٢) أعلام المؤلفين الزيدية ص٠٤٠، موسوعة الألقاب البمنية ٨٦/٣.

(رواية قالون). توفي بعد أدائه الحج يوم الأحد ٢٨ ذي الحجة، ٥ ديسمبر.





حقق رسالة ابن الجزري (قراءة نافع) مع محمد الشاذلي النيفر، وألَّف المختصر المفيد في علم التجويد، والأخطاء عند الأئمة والقراء (في سورة الفاتحة)(١).

# عبدالرحمن بن حمد الجطيلي (١٣٤٥ - ١٩٢٤ه = ١٩٢٦ - ١٩٨٤م)

مكتبي وواعظ خطيب.

ولد في بريدة بالسعودية، وتعلم بها القراءة والكتابة في المدرسة الفيصلية، وقرأ على علمائها، منهم الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد. وأكثر من مجالسة العلماء والبحث معهم. ونقل من التدريس إلى إدارة المكتبة السعودية العامة في بريدة وشغل إدارتما بضع سنوات، مما يسّر له الاطلاع على كثير من الكتب، والبحث والمذاكرة مع المشايخ والطلبة الذين كانوا يرتادون تلك المكتبة، وكان له نشاط في الوعظ والإرشاد استمرَّ أكثر من عشر سنوات، وعيِّن إمامًا لأحد جوامع بريدة، وتولَّى الخطابة فيه عدة سنوات. توفي في شهر جمادى الآخرة. من مؤلفاته: بيان خطر المحدرات وأنواع المسكرات، إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، نبذة مختصرة عن حياة شيخ

(۱) جريدة الصباح الأسبوعي ٦ ديسمبر ٢٠١٠م،الموسوعة الحرة ٢٠١١/٢/٢٧م.

الإسلام محمد بن عبدالوهاب، الفوائد الحسان بشرح مراتب الإيمان، الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة، الدلائل الواضحات في فضل الأضاحي عن الأحياء والأموات، بيان الدليل في فساد التوقيت بالزوال، الأضواء السنية في الخطب المنبرية، التعليقات شرح الورقات(٢).

#### عبدالرحمن حمزة المرزوقي (١٣٤٥ - ١٩٢٦هـ = ١٩٢٦ - ٢٠٠١م)

عالم مشارك، فقيه حنفي قاض. من مكة المكرمة. كان موسوعة فقهية. تلقى الفقه على جدِّه محمد عبدالرحمن المرزوقي الذي كان من علماء المذهب الحنفى بالمسجد الحرام، كما حصل على الماجستير في القضاء من جامعة الأزهر، وتقلد العديد من الوظائف لأكثر من خمسة وأربعين عامًا، تدرِّج خلالها في سلك القضاء بالحكمة الشرعية الكبرى، والمحكمة المستعجلة، وعضوًا بهيئة كبار العلماء، وعضوًا بالمحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وعضوًا بمجمع الفقه الإسلامي، وكان آخرها مستشارًا بالديوان الملكي برتبة وزير، وشارك في ندوات ومحاضرات داخل وخارج بلده. وكان عف اليد واللسان، لطيف المعشر، متفانيًا في خدمة دينه. توفي في ٨ شوال، ودفن بمقابر المعلاة(٣).

# عبدالرحمن حمود السميط (١٣٦٦ - ١٣٤٤ه = ١٩٤٧ - ١٣٦٦م)

طبيب داعية، من أعلام العمل الخيري في العمل الله عليه الله عليه وسلم.

(۲) علماء آل سليم وتلامذتم وعلماء القصيم ۲۷۷/۲، القصيعة عبدالرحمن الخميس، ص۱۳۹.

(٣) الجزيرة ١٤٢٢/١٠/١٥ هـ، موسوعة أسبار ١٤٨٥/٢،
 وبشر الصابرين ص٢٠٠٣.



ولد في الكويت، شُغف بالقراءة منذ طفولته، وتردَّد على مكتبة حولِّي العامة كثيرًا، واطلع على أنواع العلوم والثقافات، وآمن بعظمة الإسلام، وترسَّخ في قلبه الإيمان كلما قرأ عن الحركات المعادية له، نال إجازة في الطبِّ والجراحة من جامعة بغداد، ودبلوم أمراض المناطق الحارة من جامعة ليفربول ببريطانيا، وتخصّص في الجهاز الهضمى والأمراض الباطنية بجامعة ماكجل في كندا، وعمل طبيبًا متخصصًا في لندن، وعاد إلى الكويت بعد سنوات من العلم والخبرة، فعمل في مستشفى الصباح، ونشر العديد من الأبحاث العلمية والطبية في مجال القولون والفحص بالمنظار لأورام السرطان، ومئات المقالات في الصحف. وقد تأثر بأحوال الفقراء مذكان طالبًا في الثانوية، فاشترى مع زملائه سيارة قديمة ليوصل العمال إلى أماكنهم مجانًا، وكان يخصص مصروفه لشراء الكتب ويوزعها على المساجد، وأثناء دراساته العليا كان يجمع من كلِّ طالب دولارًا في كلِّ شهر، ويطبع بها كتيبات إسلامية ويوصلها إلى جنوب شرق آسيا وإفريقيا.. وأدرك خطورة انتشار حملات التنصير التي تجتاح إفريقيا، فترك مهنته الطبية واتجه لتجسيد مشروع خيري ريادي لفقرائها، يتمثل في مداواة المرضى، ومواساة الفقراء والمحتاجين، وإطعام الجائعين، والتركيز على التعليم. وقد انتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما عمل مع جماعة التبليغ، وانتهى إلى احتراف

<del>11 11 11</del>

العمل الخيري، ونشر الدعوة الإسلامية من خلاله، وقد أسَّس في شرقى كندا فرعًا لجمعية الأطباء المسلمين في أمريكا وكندا سنة ١٣٩٦هـ، كما أسَّس فروعًا لجمعية الطلبة المسلمين في عدة بلدان كندية، وأسَّس لجنة مسلمي مالاوي في الكويت عام ١٤٠٠ه. وأسَّس لجنة الإغاثة الكويتية التي أسهمت في إنقاذ أكثر من ٣٢٠ ألف مسلم من الموت جوعًا في السودان وموزنبيق وكينيا والصومال وجيبوتي سنة ٤٠٤ هـ. وقال: «من واقع خبرتي الماضية تيقنت أن الطريق الوحيد لتغيير واقع المسلمين المأساوي في إفريقيا هو التعليم، ولقد رأينا من أبنائنا في أفريقيا وأيتامنا هناك من وفرنا لهم منحًا دراسية في أوروبا وأمريكا عادوا ليصبحوا أساتذة جامعيين وسفراء ووزراء ومسؤولين كبارًا، وإذا أردنا أن نرفع من شأن إخواننا فطريق التعليم هو أسلم الطرق وأفضلها». أسَّس لجنة مسلمي إفريقيا التابعة للجنة النجاة الخيرية، ثم استقلَّ بجمعية خيرية رسمية أطلق عليها اسم «جمعية العون المباشر». وقد ارتبط بإفريقيا منذ إكمال دراساته العليا، فقُدِّر له أن يبني مسجدًا في ملاوي على نفقة محسنة كويتية، فرأى ملايين البشر يقتلهم الجوع والفقر والجهل والمرض، ويعيشون على مساعدات المنصّرين، والأوربيون متمكنون في عملهم هناك، فقد بنوا كنائس فيها، ولا يعرف سكانها عن الإسلام إلا خرافات وأساطير، فاعتنق الكثير منهم النصرانية، أقام في إفريقيا مع زوجته في بيت متواضع في قرية مناكارا بجوار قبائل الأنتيمور، ذات الأصل العربي بمدغشقر، مع تقديم أعمال خيرية وطبية للسكان. وكان يركب السيارة عشرين ساعة ليصل إلى أماكن نائية، وأحيانًا سيرًا على الأقدام في الوحل والمستنقعات، وتابع نشاطه الدعوي، وأحبَّه أهل إفريقيا، واشتهر أمره بين العام





عبدالرحمن حمود السميط مؤسس ومدير «جمعين العون المباشر»

وصدر فيه كتاب: رجل من زمن الصحابة: الدكتور عبدالرحمن السميط/ رسمية شمسو. أصدر محلة الكوثر ورأس تحريرها، وألَّف عدة كتب، هي: لبيك إفريقيا، دمعة إفريقيا (مع آخرين)، رحلة خير في إفريقيا، رسالة إلى ولدي، قبائل الأنتيمور في مدغشقر، ملامح من التنصير: دراسة علمية، إدارة الأزمات للعاملين في المنظمات الإسلامية (خ)، السلامة والإخلاء في مناطق النزاعات، قبائل البوران، قبائل الدينكا، دليل إدارة مراكز الإغاثة(١).

## عبدالرحمن بن خالد النُّعيمي (7371 - 7.312 = 1791 - 71919) شاعر وكاتب مسرحي.



من مدينة حماة. حصل على إجازة من كلية الحقوق بدمشق، وأهلية التعليم الابتدائي، ثم درَّس ووجَّه، وسافر وهو شاب إلى

(١) جائزة الملك فيصل العالمية ص٨٧، لقاء معه في صحيفة المسلمون ع٥٧٥ (١٤١٦/٩/٢٠هـ) ص١٤، الفيصل ع٢٣٣ ص١٢٠ فما بعد، مجلة الخفجي (جمادي الأولى ١٤٣٣هـ) ص٤، الموسوعة الحرة ١٠١٣/٨/١٥م. ١٥ آب أغسطس. رحمه الله، وجزاه عن

الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

طرابلس الشام فأحبّ التمثيل والكشافة، وألف مسرحيات وأخرج بعضها، وقام بأدوار تمثيلية. وعُيِّن مديرًا لشركة صناعة الإسمنت. وكان عضوًا نقابيًا.

له مسرحيات من نوع الأوبريت ألفت للتعليم والأداء الغنائي والحركة، وجميعها مخطوطة، وهي: الليل والزيتون، مهر العروس، الموسم الجريح، أبناء الجيل، الحيزبون، أحلام البستان، المطر، نحل وادي العليل.

وجمع له ديوان: الآتي على أجنحة الفجر(١).

عبدالرحمن خليف = عبدالرحمن بن علي خليف

عبدالرحمن خلیل حمادة (۱۳۱٤ - ۱۶۰۲ه = ۱۸۹۱ - ۱۹۹۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن الخميسي = عبدالرحمن عبدالملك الخميسي

عبدالرحمن داود سلمان العبيدي (۱۳۵۰ - ۱۹۱۰هـ ۱۹۳۱ م) کاتب إسلامي أديب.



من مواليد بغداد. تأثر منذ شبابه بدعوة (۱) معجم البابطين لشعراء العربية.

الإخوان المسلمين، ونشط في محال الدعوة إلى الله، مما أدَّى إلى اعتقاله وتعذيبه مع مجموعة من أعضاء الإخوان عام ١٣٩١ه. نال إجازة من كلية التجارة والاقتصاد متخصصًا في المحاسبة، عمل موظفًا في المديرية العامة للبرق والبريد حتى تقاعده بدرجة مدير حسابات. وكان مطالعًا للكتب الدينية بأنواعها، وخاصة كتب الإمام حسن البنا والأستاذ سيد قطب، وكتب الأدب وخاصة للأديب العلامة مصطفى صادق الرافعي، وكتب ثقافية متنوعة، ومن أهم أساتذته عبدالكريم زيدان. سافر في رحلات منها إلى القدس نحو عام ١٣٧٠هـ، وكان يكتب مؤلفاته باسم (داود سلمان العبيدي) للوضع الأمنى السيئ في العراق، وكلها إسلامية مشوّقة، وكان مهتمًا بالتربية والتأديب وصلة الرحم والسلوك الإسلامي في التعامل، كثير التلاوة للقرآن الكريم. توفي يوم الجمعة ٢٦ شعبان، ۲۳ آذار.

من عناوين كتبه: جبل التوبة (قصة إسلامية)، حديث الشيخ (قصة إسلامية)، ريد بن ثابت، شهرزاد في الليلة الأولى في الليلة الثانية بعد الألف، صهيب الرومي، فتاة الجزيرة: حدث في المدينة (قصة إسلامية، ٤ ج)، قادم من وراء السنين، القافلة، القرار (رواية)، قصة الرجال الثلاثة، أبوهريرة، قصة السيرة النبوية: العهد المكي: سيرة ودعوة، مجموعة قصص للأطفال (خ)(۲).

#### عبدالرحمن الدربهنكوي البيهاري (١٣٢١ - ١٤١٩ه = ١٩٠٣ - ١٩٩٨م) أمير عالم.

من قرية بوره نوديهه القريبة من مدينة دربحنكه بالهند. تنقل في مدارس إسلامية

(٢) من ترجمة كتبها له ابنه صهيب وظهر في منتدى عمرو خالد (استفدت منه في ربيع الأول ١٤٣٤هـ).

عديدة تعلمًا وتعليمًا، واستقرَّ في المدرسة الحميدية بقرية كودنا في ولاية بيهار حتى آخر حياته. وكان قد أتقن العلوم الشرعية، انقطع إلى العلم واشتغل بخدمة الدين في صمت وهدوء، وبارك الله في جهوده، ودرَّس السنن، واستفاد من صحبته كثير من الناس، وكان ملتزمًا بالسنة أدبًا وسلوكًا، وعمل تحت راية جمعية علماء الهند. وقد انتخب بالإجماع أميرًا شرعيًا لولايتي بيهار وأريسه بعد وفاة أميرها الرابع عام ١٤١١هـ، وكان من الذين عاشروا مسيرة الإمارة منذ انطلاقتها يوم ٩ شوال ١٣٣٩ه وصحب مؤسّسها أبي المحاسن محمد سجادات (۱۳۵۹هـ). وقد شهدت الإمارة في عهده إنجازات طيبة بنائيًا وإداريًا وحركيًا. توفي ليلة الأربعاء ٩ جمادي الآخرة في مدينة بتنه عاصمة ولاية بيهار<sup>(٣)</sup>.

#### عبدالرحمن الدوري = عبدالرحمن محمد الدوري

# عبدالرحمن ذكي إبراهيم<sup>(٤)</sup> (٠٠٠ - ١٤٢٩هـ = ٠٠٠ - ٢٠٠٨م)

اقتصادي.

من مصر. أستاذ الاقتصاد ورئيس القسم بكلية التجارة، ووكيل الكلية، بجامعة الزقازيق. مات نحو ٨ شعبان، ٩ آب (أغسطس).

من مؤلفاته التي وقفت على عناوينها: بعض ملامح الإنتاج والتوزيع والتبادل في الاقتصاد الإسلامي (لعله بحث)، الاقتصاد الإداري، قضايا التخلف والتنمية، مقدمة في الاقتصاد الرياضي، اقتصاديات التجارة

(٣) الداعي ع ٨ (١٤١٩هـ) ص٣٧.

(٤) ورد اسمه في نعيه «عبدالرحمن ذكي» بالذال هكذا، وتؤخذ مؤلفاته بحذر خشية الالتباس، وكتاب (قضايا التخلف والتنمية) ورد في مصدر اسم مؤلفه عبدالرحمن ذكي إسماعيل.

الخارجية، معالم الاقتصاد الإسلامي، معالم الاقتصاد الإسلامي. وله بحوث في «محلة دراسات الخليج والجزيرة العربية».

عبدالرحمن بن راشد الزياني (۱۳۲۷ - ۱۶۰۷ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۸۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

# عبدالرحمن راشد الولايتي (۱۳۵۲ - ۱۶۲۲ه = ۱۹۳۳ - ۲۰۰۱م)

محرر صحفي إسلامي.

ولد في الكويت، وحصل منها على الثانوية، عمل موظفًا بوزارة الخارجية، صاحب امتياز «الجريدة السياسية» التي صدر عددها الأول في ٣ يونيو ١٩٦٥م (۱۳۸۰هـ) ثم رأس تحریرها، وتحولت من أسبوعية إلى يومية. وكان أيضًا رئيس تحرير صحيفة «البلاغ» ومؤسّسها عام ١٣٨٩ه (١٩٦٩م)، ومن الأعضاء العاملين البارزين في بناء المعالم الحضارية بالكويت، وصاحب إسهامات وجيهة في الصحافة الإسلامية بما، وترقيتها إلى درجة الصحافة الهادفة البناءة، وقد أعطى صحيفة (البلاغ) شعار «الأولى في عالم الصحافة»، واستمرت على ذلك، ومرت بمراحل صعبة واجهها بحكمة، وكانت له علاقة بالجهات الإعلامية والدعوية في العالم الإسلامي، وبالشخصيات الإسلامية. واتصف بمكارم الأحلاق، واهتم البقضايا المسلمين ودافع عنها. توفي في ٩ محرم، الموافق ٣ نيسان (أبريل)<sup>(۱)</sup>.

## عبدالرحمن رأفت الباشا (۱۳۳۹ - ۲۰۶۱ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۸۹م) أديب إسلامي كبير.

(۱) البعث الإسلامي ع ۸ (۱۶۲۲هـ) ص۱۰۰۰ أعلام الصحافة في الوطن العربي ٢٥٥/١.



ولد في أريحا قرب حلب، وحصل على الثانوية العامة من كلية الشريعة الخسروية بحلب، وابتُعث إلى الأزهر، فواصل دراسته في كلية أصول الدين، وفي الوقت نفسه

التحق بكلية آداب في جامعة فؤاد الأول، وحصل على الشهادة العالية لأصول الدين، كما حصل على إجازة في لتدريس، وإجازة في التدريس، وإجازة في فؤاد الأول، ونال جائزة المرتبة الأولى، ثم عاد إلى سورية، وعمل مدرسًا، ثم مفتشًا للغة العربية بحلب، مفتشًا أول بدمشق، ثم مديرًا للمكتبة الظاهرية

عام ١٣٨٣ه، وفي الوقت نفسه عمل محاضرًا بجامعة دمشق، ثم أعير للعمل مدرسًا في المعاهد العلمية بالسعودية. وحصل على الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة، عام ١٣٨٧ه، وعمل أستاذًا بكلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيسًا لقسم البلاغة والنقد، وقد أشرف على عدد من الرسائل العلمية، وشارك في عدة مؤتمرات الإسلامي، وانتخب نائبًا للرئيس، ورئيسًا الإسلامي، وانتخب نائبًا للرئيس، ورئيسًا

لمكتب البلاد العربية للرابطة، وعضوًا في بحلس الأمناء. وتوفي بتركيا.

ورثاه سليمان بن عبدالعزيز المنصور في قصيدة جاء فيها:

يصطفي الموتُ خيرة الناس دومًا فتراهـم بعد الثـريا ترابًا أفلَ البدرُ بعدما شـعً نورًا

عادةُ البدر أنه يطيل الغيابا كيف ذاك التقيُّ عنا توارى

بعدما كان شعلةً بل سحابا يعشق الحرفَ ثم يلقيه عذبًا يأسرُ اللبَّ رقَّةً وانســــيابا

# بسم الله الرَّحْنَ الرُّ عِيم

اللَّهُمُّ إِنِّي أَعْبَيْتُ الصَّفُوةُ الختارة مِن تقات التَّابِعِينَ هُبَّ لاَيُمُوقُه إِلَّا مُجَنِّي لِصَحابَةِ الرَّسولِ الكُريسِمِ مُبَاللهُ مَعَالَبةِ الرَّسولِ الكُريسِمِ مَلَعاتُ اللّهِ مسلَمُه عَلَيْسه وعَلَيْهم أَجْعَيرِنِ مَلَعاتُهم أَجْعَيرِنِ اللّهُ مَا اللّهُمُّ فَرَبْنِي يَوْمُ الفَرْعِ الأَنْهَرِ لِل فِي مِنْ هَوْلاءاً وهَوْ لاء فَإِنَّ لَكُ مُعِيرِنَ اللّهُ مَا الْمُنْعِ الأَنْهَم إللّه فيله عيا أكرمُ الأَنْرُمين فإلَّا مَا عُبِيتُهم إلله فيله عيا أكرمُ الأَنْرُمين

عبدالرحمن رأفت الباشا (خطه وتوقيعه)

قدِّمت في أدبه رسالة ماجستير بعنوان: عبدالرحمن رأفت الباشا ناثرًا/ مزنة بنت عبدالله البهلال (جامعة الإمام، ٤٣٠ه). وأعمال ندوة عنه سجِّلت في كتاب: ندوة عبدالرحمن الباشا/ إعداد وتوثيق نزيه الخوري (صدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب،

ومن مؤلفاته: نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد، أرض البطولات، شعر الطرد إلى نماية القرن الثالث الهجري، صور من حياة الصحابة، صور من حياة

الصحابيات، صور من حياة التابعين، الصيد عند العرب: أدواته وطرقه، علي بن الجهم: حياته وشعره. ومؤلفات أخرى له ذُكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

# عبدالرحمن رباح الكيالي (١٣٣٥ - ١٤١٨ = ١٩١٦ - ١٩٩٨م) تربوي وأديب ماركسي.



من الرملة بفلسطين. درس اللغة العربية في التعليم الأزهر، وحصل على تخصص في التعليم من دار العلوم. عاد ليدرِّس، ثم يصبح وكيلًا لقاضي محكمة القدس. بعد النكبة درَّس في حلب، ثم بغداد، ثم الكويت، ثم عمّان، وشغل مناصب تربوية هناك، وكان من مؤسّسي نقابة المعلمين. حصل على الدكتوراه في «الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين المركتوراه في «الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين ودرَّس الأدب في جامعة قسنطينة.

(۱) تحقیق مصور عنه في «مرآة الجامعة» الاثنین ۱۲۸۸/۱۸، ۱۹۵۵ الشرق الأوسط ع ۱۲۱۸ (۱۸۲۸/۱۸۱۵) الریاض ع ۱۲۱۸ (۱۸۲۸/۱۲/۱۸) الریاض ع ۱۲۱۸ (۱۸۰۸/۱۲/۱۸) الریون ع ۵۰۰ (۱۸۴۵/۱۸/۱۸۱۶) وع ۵۰۰ (۱۸۴۵/۱۸/۱۸) وع ۱۸۰۵ (۱۸۴۵/۱۸/۱۸۱۸) وع ۱۸۰۵ (۱۸۴۵/۱۸/۱۸) الملینة ع ۱۸۰۵ (۱۸۴۵/۱۸/۱۸) الملینة ع ۱۸۰۵ (۱۸۴۵/۱۸/۱۸) ع ۱۱۵ (کوم ۱۸۰۷) الفیصل ع ۱۱۵ (کوم ۱۸۰۷) الفیصل ع ۱۸۷۵ (۱۸۴۵/۱۸) وینظر البعث حسن بریغش بمجلة المجتمع ع ۷۹۷ (۱۸/۱۲/۱۷) وینظر البعث ص ۶۹ وینظر البعث و ۱۸۰۵ (۱۸۴۵/۱۸) می وینظر البعث و تقضیل الکلاب بتحقیق زهیر الشاویش الصفحة ۲۳ معجم الأدباء الإسلامین ۱۸۰۷ (۱۸۰۸) مئة أوائل من حلب

وذكر باحث أنه «يساري الاتجاه، ويؤمن بالمنهج العلمي، وكان ماركسيًا يميل إلى الشيوعيين والقوميين، وله نشاطات عديدة في هذا الجال». مات بتاريخ ٢٥ ذي القعدة، ٢٣ آذار (مارس).

وله من المطبوع: الساحل الوضاء (شعره)، الوافي في تاريخ الأدب العربي، التأسيس القريب في النقد العربي، التأسيس في النقد العربي.

وله من المخطوط: معالم الأدب الأندلسي، حرية الفكر في الإسلام، ومجموعات أدبية أخرى... (٢).

عبدالرحمن رضوان نجا (۱۳۲۰ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۰۷ - ۱۹۸۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن زكي (۱۳۲۲ - ۱۶۰۰هـ = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۰م)

مؤرِّخ عسكري باحث. مهتم بالآثار الإسلامية عامة والعمارة الحربية خاصة. ولد في أربجي بمركز السلمية في واد مدني بالسودان. بدأ حياته العملية ملازمًا في الجيش، وارتقى إلى أن صار في رتبة قائمقام. وعيِّن مديرًا للمتحف الحربي، ومنح نيشان النيل، والنيشان البريطاني. وحصل على الدكتوراه في موضوع «دراسات أثرية عن السيف في الشرق الأدبى في العصر الإسلامي» من كلية الآداب بجامعة القاهرة. ثم بدأ العمل مديرًا لمكتبة الجيش في كوبري القبة، ومستشارًا لمتحف المصانع الحربية في صالة معرض الجزيرة، وأستاذًا في كلية الآداب بجامعة بغداد، ثم عمل في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وكلية الآثار، إضافة إلى معهد الدراسات الإفريقية، واشترك في مناقشة العديد من الرسائل العلمية. توفي في

(۲) خارج النص ص۲۰۳، معجم البابطين ۱۱۲/۳، دليل كتاب فلسطين ص۱۲۶.

شهر كانون الثاني (يناير).

وترك كتب عديدة، منها: محمد علي وعصره: مائة صفحة في تاريخ عصر عمد علي الكبير، السلاح في الإسلام، أعلام الجيش المصري في مصر أثناء القرن تاريخ القاهرة منذ إنشائها إلى اليوم، قلعة تاريخ القاهرة منذ إنشائها إلى اليوم، قلعة صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرة، الخلي، الأزهر وما حوله من الآثار، النقوش الزخرفية والكتابات على السيوف الإسلامية، موسوعة مدينة القاهرة في ألف الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا، تاريخ الدور التحف في مصر والجمعيات العلمية، وكتب أحرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (٣).



عبدالرحمن زكي إبراهيم = عبدالرحمن ذكي إبراهيم

عبدالرحمن الزناقي = عبدالرحمن بن العربي الزناقي

عبدالرحمن الزيادي (۰۰۰ - ۱٤۳۲ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۱م) طبيب عالم.

(٣) مجملة المنهل (فاتني بيان العدد).



من مصر. تخصص في الكبد بألمانيا، وأبي أن يعمل هناك، فعاد إلى مصر وعمل أستاذًا لأمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطبّ في جامعة عين شمس ومركز القاهرة للكبد، وأسّس في كلية الطبّ وحدة المناظير عام ١٣٩٥ه (١٩٧٥م)، وحضر جميع المؤتمرات الطبية، عالج أمراض وحضر بميع المؤتمرات الطبية، عالج أمراض فيروس سي، وقدَّم بحثًا شاملًا فيه ونتائجه، وعُدَّ رائد استخدام المناظير في تشخيص وعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي في وصر. توفي يوم الأربعاء ٢١ ذي الحجة، مصر.

اعتبر صاحب أكبر عدد من الأبحاث الطبية، التي تخطَّت الر(١٢٠) بحثًا، نُشرت في أهمِّ المجلات الطبية العالمية.

ونُشر له أيضًا بالعربية كتاب: سلامة كبدك(١).

# عبدالرحمن الزيَّاني (۱۳۵۱ – ۱۶۱۹ه = ۱۹۳۲ – ۱۹۹۸م)

أديب وكاتب صحفى تربوي.

من مواليد مكناس بالمغرب. حفظ القرآن الكريم ومتونًا، وولع بالمطالعة فقرأ الكتب والمحلات، انخرط في حزب الشورى والاستقلال، درَّس وعمل مديرًا لمدارس، وكتب في سنّ مبكرة مقالات أدبية في محلة «الأنيس» التطوانية خاصة، وأسس مع آخرين جمعية اللواء الثقافي، ومجلتها،

(١) المصري اليوم ٢٠١١/٤/٢٩م، ١١/١١/١٨م.

وكانت أول مجلة عربية تصدر بمكناس بعد الاستقلال، كما كتب عدة مقالات بمجلة «دعوة الحق»، ومات في ۲۲ شعبان. طبع له: الكاتب الإسلامي الكبير مصطفى صادق الرافعي: نظرات في مواقفه تحت راية الإسلام.

وطبعت له أربعة كتب بالاستنسل، هي: من وحي الشباب، صور من الأدب النسوي، من جني الفردوس المفقود، أعلام من المغرب والأندلس(٢).

### عبدالرحمن أبو زيد (۲۰۰۰ - ۲۶۲۸ ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن زين العابدين = عبدالرحمن بن محمد زين العابدين

عبدالرحمن الساعاتي = عبدالرحمن أحمد البنا

#### عبدالرحمن بن سالم الكريديس (۱۹۸۰ - ۱٤۰۲ه = ۰۰۰ - ۱۹۸۲م) عالم عابد.

ولد في البكيرية بالسعودية، نشأ نشأة حسنة، وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب، وشرع في طلب العلم بحمة ونشاط، فقرأ على علماء البكيرية وقضاتها، ومن أبرز مشايخه عبدالله بن سليمان بن بليهد، وعبدالله بن محمد بن سليم حينما كان قاضيًا هناك، ورحل إليه في بريدة ولازمه فيها، وقرأ على الشيخ محمد بن مقبل الورع فيها، وقرأ على الشيخ محمد بن مقبل الورع الزاهد ولازمه سنين، وهو أكثر مشايخه نفعًا له. ثم جلس للطلبة في جامع تركي التركي، وكانت حلقاته تكتظُ بهم. ومن أبرز تلامذته صالح بن محمد اللحيدان، وصالح بن ناصر الخزيم، ورشح للقضاء مرارًا فامتنع

تورعًا، وكان مستقيمًا في دينه وخلقه. ثم تجرد للعبادة ولازم المسجد آخر عمره لا يخرج منه إلا قليلًا، ووافاه الأجل في شهر شعبان (٢).

#### عبدالرحمن الساوي (۱۳۱۲ - ۱۳۹۸ه = ۱۸۹۶ - ۱۹۷۸) مهندس.



من مواليد محافظة المنيا بمصر. حاصل على الدكتوراه في الهندسة من جامعة برمنجهام بانجلترا. بدأ مدرسًا بمدرسة الهندسة الملكية، كان أول من أنشأ أقسام الكيمياء الصناعية وأقسام التعدين والبترول والطيران والهندسة البحرية بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، وساهم في إنشاء كلية الهندسة مصانع الطائرات والمصانع الحربية. انتخب عضوًا بجمعية المهندسين المصريين، وجمعية المهندسين الميكانيكيين بإنجلترا. وصار عميدًا لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ووكيلًا لوزارة الحربية لشؤون الطيران، وحصل على جائزة الدولة التقديرية.



عبدالرحمن الساوي أشرف على إنشاء مصانع الطائرات بمصر

(٣) روضة الناظرين عن مآثر علماء نحد وحوادث السنين ٢٤٣/١.

(٢) معلمة المغرب ١٤/١٨/٧٤.

له بحوث علمية تتناول قياس الانسياب الموائي، والمقاييس والموازين المصرية، والبترول وآلات الاحتراق، وزيادة كفاءة طاقة المحركات(١).

#### عبدالرحمن السديري = عبدالرحمن بن أحمد السديري

عبدالرحمن سري مصطفى (٠٠٠ - بعد ١٣٩٩هـ = ٠٠٠ - بعد ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

# عبدالرحمن بن سعدو النحلاوي (F371 - 7731a = V781 - 1 · · 79)

باحث تربوي وكاتب إسلامي.

من دمشق. درس على علمائها، وحصل على إجازة في الفلسفة وأخرى في أهلية التعليم، ثم درَّس وعلَّم الطلاب الفقراء في المعاهد المسائية احتسابًا، وحاضر في جامعة دمشق، ومعاهد الرياض وجامعتيها في العاصمة، ثم كان باحثًا ومشرفًا على الأبحاث في مكتب التربية العربي لدول الخليج، كما أشرف على رسائل جامعية. وألُّف كتبًا مدرسية وجامعية، منها: التربية الخاصة وطرق التدريس (مع آخرين)، الطرق الخاصة لتدريس اللغة العربية، أسس التربية الإسلامية وأصول تدريسها، التربية وطرق التدريس (مع آخرين)، علم النفس (مع آخرين)، علم الاجتماع (مع آخرين). ومن غير المدرسية: التربية الإسلامية والمشكلات المعاصرة، أعلام التربية في الإسلام، (وهي سلسلة، صدر منها: ابن تيمية، يوسف بن عبدالبر، الإمام الذهبي، ابن قيِّم الجوزية)، الإصلاح التربوي والاجتماعي من خلال المبادئ والاتجاهات التربوية عند السبكي، سلسلة التربية

(١) أعلام مصر في القرن العشرين ٢٩٩، الموسوعة العربية الميسرة ١٦٠٣/٣. وصورته من موقع كلية الهندسة - جامعة

الإسلامية، التربية بالآيات. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).



عبدالرحمن بن سعود آل سعود (7571 - 0731a = 7391 - 3..74) شخصية رياضية، كاتب صحفى رياضي.



نجل الملك سعود. درس في معهد أنحال الملك سعود حتى السنة الثالثة المتوسطة. تلقى دراسات عالية في علم القانون والفقه الإسلامي، وحصل على إجازة رسمية بالعمل محاميًا، وخاض منافسات قضائية. انتسب إلى نادي النصر وعمل فيه حارس مرمى، ثم رأسه عام ۱۳۸۳ه حتی ٤١٨ ١ه، وعاد إلى رئاسته بعد ثلاثة أعوام حتى وفاته، وكان من أبرز الفرق العربية والآسيوية، وعدَّ من أقدم رؤساء الأندية، كما رأس اتحاد كرة السلة في بلده، مع هوايات فنية أخرى، فكان كاتب مكثرًا في الصحافة الرياضية، وعُرف بزاويته «بصراحة» في صحف محلية عديدة، وصاحب مقال أسبوعي في (٢) علماء دمشق وأعيانها ص٤٤٥، موسوعة الأسر

«المنتدى العالمي الإلكتروني»، وكان شاعرًا غنائيًا، غنى له مطربون، وكان من أشد المعجبين بالمطرب فريد الأطرش. مات يوم الخميس ١٢ جمادي الآخرة، ٢٩ يوليو.



عبدالرحمن بن سعود رأس نادي النصر

صدر فيه: «رواية أسبوع الموت» لعبدالرحمن الأنصاري، تحدث عن الأسبوع الأحير من

وله ديوان شعر شعبي ينتظر الطباعة (٣).

عبدالرحمن بن سعيد القحطاني (7.31 - 7731 = 7191 - 1..79) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن سليمان رفة (1771 - 1731 a = 7181 - 0.. 79) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن بن سليمان المطرودي (3771-17312=3081-11.74) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن السميط = عبدالرحمن حمود السميط

عبدالرحمن الشاغوري = عبدالرحمن بن عبدالرحمن الشاغوري

(٣) الصحف السعودية بتاريخ وفاته، الأهرام ٥١/ ٦/ ٥٢٤ ١ه.

الدمشقية ٧١١/٢.

عبدالرحمن الشرقاوي = عبدالرحمن أحمد الشرقاوي

عبدالرحمن شرقاوي (۰۰۰ - بعد ۱۶۲۰هـ = ۰۰۰ - بعد ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

أبو عبدالرحمن الشرقي = أسامة بن فؤاد منصوري

عبدالرحمن بن أبي شعيب = عبدالرحمن الصديقي

عبدالرحمن بن أبي شعيب = عبدالرحمن العوني

عبدالرحمن شقير = عبدالرحمن عمر شقير

عبدالرحمن شلش (۲۰۰۰ – ۱٤۲۱ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰م) کاتب أدبی ناقد.

من مصر. شقيق علي شلش. له كتابات في القصة القصيرة ونقدها، ومتابعة للحركة المسرحية. عمل في مجال رعاية الطلاب الوافدين إلى مصر من الأقطار العربية والآسيوية والإفريقية والأوربية لتلقي تعليمهم بالجامعات والمعاهد المصرية، وكان مشرفًا ثقافيًا يرافق هؤلاء الطلاب في رحلاتهم ومعسكراتهم، كما أشرف على برامج المحاضرات والمهرجانات والأسابيع الثقافية والتشكيلية.

من مجموعاته القصصية: زائر المساء، عندما يزهو الحبّ، للعشق رائحة الجنوب، المرافئ المعيدة.

وله أيضًا: مدخل إلى فنّ المسرحية، دليل إصدارات الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، على شلش الغائب الحاضر، عالم

الأمثال الشعبية: مدخل ونماذج مختارة(١١).

عبدالرحمن شيبان = عبدالرحمن بن محمد البشير شيبان

عبدالرحمن صالح = عبدالرحمن محمد صالح

عبدالرحمن بن صالح التونسي (۱۳۵۱ - ۱۶۰۷ه = ۱۹۳۲ - ۱۹۸۷م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن الصديقي بن أبي شعيب الدكالي الدكالي (١٩٨٧ - ١٩٨٣ م) قاض أديب.



ولد في مكة المكرمة من أب مغربي وأم مكية. حفظ القرآن الكريم وتلاه بالسبع على الشيخ محمد بن المعاشي أستاذ والده في علم القراءات، ودرس علوم العربية والفقه والحديث على والده محدِّث الشمال الإفريقي، ورافع راية الدعوة السلفية بالمغرب الشيخ أبي شعيب الصديقي الدكالي، وعلى غيره من علماء الرباط. ثم ارتحل إلى مصر في سن العشرين، والتحق بدار العلوم هناك، وقام بنشاط لكشف السياسة الفرنسية بالمغرب، وفضح مؤامرة ما يعرف الفرنسية بالمغرب، وفضح مؤامرة ما يعرف الشرق، والسياسة، مما أثار غضب السفارة الفرنسية في القاهرة، فأبعد من هناك، ورجع الفرنسية في القاهرة، فأبعد من هناك، ورجع

إلى المغرب، وعيّنه الملك محمد الخامس محمل الاستئناف الشرعي كاتبًا للضبط، وبعد سنين أقبل على تدريس العلم بالرباط ومراكش، ثم تولى القضاء وتقلب في وظائفه المحتلفة، ثم كان مرشدًا عامًا للقوات المسلحة الملكية، ورُقي إلى رتبة عقيد، وترأس المحلس العلمي بإقليم الجديدة، كما عين كاتبًا عامًا لوزارة الأوقاف والشؤون عين كاتبًا عامًا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وكلّفة الملك الحسن الثاني بمهمّة الأمانة الخاصّة له. وكان عضوًا في أكاديمية المملكة المغربية. توفي بالمدينة المنورة يوم الشلاثاء ١٤ جمادي الآخرة، ٢٩ مارس.



عبدالرحمن الصديقي الدكالي أشرف على طبع المصحف الحسني

وله في الشعر «عرشيات» في مدح الملك.. وفي الميدان العلمي أشرف على طبع المصحف الحسني، وكتاب المدارك للقاضي عياض، وكتاب التمهيد لابن عبدالبر، وإنشاء مجلة الإرشاد.

ومن مؤلفاته: ديوان شعره (حققه وأصدره أحمد متفكر)، الهدف المقصود من إرشاد الضباط والجنود، وكتاب في التعريف بوالده (۲۰).

#### عبدالرحمن صل البناجي (١٣١٩ - ١٤١٧ه = ١٩٠١ - ١٩٩٦م) عالم أديب.

ولد في قرية بناج بالسنغال، وتلقى العلوم على الشيخ جرنو الكجلوبي، وأسَّس محضرة في قريته استقطبت طلابًا كثيرين،

(٢) وقائع الجلسات العمومية الرسمية ص٥٧، علماء جامعة ابن يوسف ص ١٩٥، معجم البابطين لشعراء العربية، دليل أكاديمية المملكة المغربية ص ١١٤.

كما أسَّس مجلس علم وثقافة في فوتاطور كان يحضره جلُّ علماء بلاده.

له قصة بعنوان: رحلة أم القرى، وأرجوزة: بيان ما قرأت من الأشياخ حين دخلت في السنة السابعة، وديوان بالعربية مخطوط، وآخر باللغة الفلانية(١).

#### عبدالرحمن الصوفي (١٣٤٥ - ١٤١٩ه = ١٩٢٦ - ١٩٩٨م) مهندس زراعي، شاعر إسلامي داعية.



ولد في اللاذقية بسورية، وحصَّل إجازة في العلوم الزراعية من جامعة فؤاد الأول عام ١٣٧٠ه. ثم عمل في وزارة الزراعة ببلده، ودرَّس في حامعة تشرين، وانتقل إلى بلاد الحرمين منذ عام ١٤٠٢ه ليعمل في هيئة الرى والصرف بالأحساء، وهيئة الإغاثة بجدة. وقد رُضع لبان الدعوة منذ نعومة أظفاره، وتصدَّى مع مجموعة من زملائه في اللاذقية للأفكار الحزبية العلمانية، وقام بتأسيس أول عمل طلابي إسلامي في الساحل السوري، وكان متفوقًا، حصل على الترتيب الأول في سورية في الشهادة الثانوية، واختار الابتعاث إلى مصر للتعرف إلى الشيخ حسن البنا رحمه الله، فالتقى به هناك وتتلمذ على يديه، وشارك معه في مجموعة من الكتائب الليلية، وقد أحبه حبًا جمًا، وبقى على دربه إلى أن لقبي الله عز وجل، وهو من المؤسّسين لجماعة الإخوان المسلمين في سورية بقيادة مصطفى السباعي رحمه الله، وكان عضوًا

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

في هيئتها التأسيسية لسنوات عدة، وساهم بشكل فعال في تأسيس العمل الإسلامي في الساحل السوري، وسُجن عدة مرات، وأغيت خدماته بشكل تعسفي من جميع وظائف الدولة عام ١٣٩٩هـ في إطار حملة لإخراج الإسلاميين من الجامعات عرفت بمذبحة التعليم الجامعي في حينها. وبعد أن ضيق عليه خرج مهاجرًا إلى بريطانيا ثم السعودية. وقد أتمَّ حفظ القرآن الكريم بعد أن بلغ الستين، وبدأ بنظم الشعر في هذه السن أيضًا، وبلغ ما نظمه قرابة في هذه السن أيضًا، وبلغ ما نظمه قرابة والدعوة. توفي بجدة يوم ١٤ شعبان، الموافق والدعوة. توفي بجدة يوم ١٤ شعبان، الموافق

ومن آخر ما صدر له: نفحات الإيمان: ابتهالات وتأملات.

وكان قد بدأ بطباعة ديوانه الثاني فسبقه الأجل (٢).

#### **عبدالرحمن الضبع** (۰۰۰ - بعد ۱۳۹۰ه؛ = ۰۰۰ - بعد ۱۹۷۰م؛) کاتب صحفی.

من مصر. مراقب عام بوزارة التربية والتعليم، عضو نقابة الصحفيين. عمل صحفيًا بدار الهلال.

له كتاب جميل في المنوعات معظمه إسلاميات، بعنوان «الأنابيش» رأيت منه سبعة أجزاء، تاريخ صدور الجزء الأخير منه أنه يتلوه الجزء الثامن، ولم أقف على تاريخ وفاته.



(٢) المجتمع ع١٣٣٢ ص٥٩، الأدب الإسلامي ع٢١ ص١٠٧.

عبدالرحمن الضويحي (۱۳۵۱ - ۱۶۱۷ه = ۱۹۳۲ - ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالرحمن الطاهر بن محمد السورتي (۰۰۰ - ۱۹۸۷هـ = ۰۰۰ - ۱۹۸۷م)

باحث إسلامي محقق.

تخرج على والده أحد أعلام اللغة العربية وآدابها في شبه القارة الهندية، قرأ عليه قواعد اللغة العربية وعلم المعاني والبيان، والأدب، والتفسير والحديث والتاريخ، ثم عكف على البحث والتحقيق والتأليف، فأكمل النصف الأخير من المعجم العربي الأوردي الذي كان يؤلفه محمد السورتي، ونقل تاريخ الأوردية، وألف معجمًا (عربي – أوردي) باسم بحر العرب، وحقق وصحح المعجم القرآني «لغات القرآن».

وله تآليف في تدريس اللغة العربية، أدرج بعضها في منهج التدريس بباكستان، وعالج عدة موضوعات أدبية وتربوية، فألف كتابًا عن أبي العلاء المعري، والتعليمات الاجتماعية الإسلامية، وحقق تفسير مجاهد، وأعد بحثًا حول الإصلاح الاجتماعي في القرآن والسنة، ونقل عدة كتب مهمة إلى اللغة الأوردية، واشتغل أستاذًا مشاركًا في محمع البحوث الإسلامية. توفي في ١٠ محماله التي وقفت عليها: تفسير مجاهد من أعماله التي وقفت عليها: تفسير مجاهد (تقديم وتحقيق وتعليق، ٩٩٧ص)، الرسائل القشيرية/ حققها وعلق عليها وقدم لها وترجمها محمد حسن؛ تعريب وتلخيص السورق.

 (٣) نشرة الجامعة السلفية بنارس بالهند (رمضان وشوال ١٤٠٧هـ) نقلًا عن مجلة «البعث الإسلامي» [مج ٣٢ ع١ ص١٠٠].



#### عبدالرحمن بن الطاهر الهلالي (۱۳۶۹ - ۱۶۱۰ه = ۱۹۳۰ - ۱۹۸۹م) قارئ محاهد.

من السماعلة بوادي خريبكة في المغرب، تخرَّج في جامعة القرويين بفاس، وشارك في العمل الوطني من خلال «المنظمة المحمدية»، وتعرَّض للاعتقال أكثر من مرة، وذاق أنواع التعذيب، ونشط داخل في حزب الاستقلال، ثم كان من جملة المنخرطين في مشروع الحزب الجديد: الأعضاء المؤسّسين للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وكان من الأعضاء المؤسّسين للاتحاد المغربي للشغل، ثم جمَّد نشاطه الحزبي. أسَّس رابطة حفظة ثمرة الكريم بالمغرب، وظلَّ يرأسها إلى حين وفاته، وكان من حفّاظ القرآن، ومن الملمّين بقراءاته السبع، مع أصناف أخرى من العلوم، ومات في ١١ محرم، ١٣ غشت من العلوم، ومات في ١١ محرم، ١٣ غشت (آب)(١٠).



عبدالرحمن الطاهر الهلالي من مؤسسي الاتحاد المغربي للشغل

(١) معلمة المغرب ٧٥١٨/٢٢.

عبدالرحمن بن طیب بَعْکر (۱۳٦٤ - ۱٤۲۷ه = ۱۹٤٥ - ۲۰۰۷م) کاتب ومؤرخ موسوعی.



من مدينة حَيْس بلواء الحديدة في اليمن، وتعود «بعكر» في أصولها إلى حضرموت. تلقى دراسته في الشريعة والعربية بمجرة التريبة في قضاء زبيد، ثم درس في الجامع الكبير بصنعاء. كتب عن كبار الشخصيات الإصلاحية والعلمية باليمن، وعن القيادات المعاصرة، وحفاياها، مع أدب وشاعرية، وفي مدينته عمل سكرتيرًا لمركز الناحية، ثم قائمًا بأعمال المديرية. فقد بصره عام ١٣٩٣هـ فأكب على حفظ القرآن الكريم، وشارك في ملتقيات ومسابقات عالمية، وتعدَّدت إبداعاته في محالات الشعر والنقد والدراسات الأدبية والتاريخية والتحليل التاريخي، وله في ذلك بحوث وكتب مطبوعة ومخطوطة، وقد زادت مؤلفاته عن ثلاثين كتابًا.

ومما طبع له: ديوان الأنموذج الفائق للنظم الرائق: شعر عبدالرحمن يحيى الآنسي (تحقيق وتوثيق)، عناقيد: أدب وفنون، في مغاصات لآلئ باشراحيل، كواكب يمنية في سماء الإسلام، المجاهد الشهيد محمد محمود الزبيري، مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني: دراسة حياته وآثاره، ملامح اليمن والضمادات المطلوبة، نظرات في التاريخ العام لليمن، أجراس نظرات في التاريخ العام لليمن، أجراس (شعر)، تحقيق ديوان الفقيه أبي بكر المهير (ت٥٩٥ه)... وغيرها المذكورة في

(تكملة معجم المؤلفين)(٢).

عبدالرحمن عارف = عبدالرحمن محمد عارف

عبدالرحمن بن عبد ربه البيضاني (١٣٤٥ - ١٩٢٦هـ = ١٩٢٦ - ٢٠١٢م) رجل دولة.



من مواليد القاهرة، وكان والده قد رحل من مدينة البيضاء اليمنية فاستقرّ في القاهرة. نشأ على أبيه وقرأ عليه كثيرًا من المعارف، وصحبه إلى مجالس العلم، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي، ومثله في الشريعة الإسلامية، ودكتوراه في الاقتصاد والتنظيم والإدارة من جامعة بون عام ١٣٨١هـ (١٩٦١م) فكان أول يمني يحصل على الدكتوراه. وعيَّنه الإمام أحمد يحيى حميد الدين مستشارًا بالمفوضية اليمنية بالقاهرة، ومشرفًا على البعثة التعليمية اليمنية، ثم وزيرًا مفوَّضًا بألمانيا الغربية، فمستشارًا اقتصاديًا بدرجة وزير، ثم أبعده عن المناصب. وذكر في لقاء معه أنه هو الذي وضع الإطار العام لخطة الثورة على الملكية. وبعد قيام الثورة عين نائبًا لرئيس محلس قيادة الثورة، ونائبًا لرئيس الوزراء، ووزيرًا للاقتصاد، ثم نائبًا لرئيس الجمهورية، فرئيسًا للوزراء، ووزيرًا للخارجية، ثم سفيرًا لليمن في لبنان، وأسَّس البنك اليمني للإنشاء والتعمير. ثم اعتزل وعاش

(۲) ديوانه «أجراس»، الأدب الإسلامي ع٥٥ ص١٠٨٠
 معجم البلدان والقبائل اليمنية ١٨٢/١.

في القاهرة، وكان له نشاط استثماري فيها، وحمل الجنسيتين المصرية واليمنية. توفي يوم الأحد ٧ صفر، الأول من يناير.

وله مؤلفات، منها: أزمة الأمة العربية وثورة اليمن (٩٣٢ص)، أسرار اليمن، اقتصاد اليمن، لهذا نرفض الماركسية (٩٦٠ص)، مأزق اليمن في صراع الخليج، نكبة الشعارات على الأمة العربية، ألاعيب متوكلية، الظروف المحيطة باتفاقية الوحدة اليمنية، سوق الشعارات في اليمن، البديل للصراع الدموي في اليمن، شوافع اليمن: شركاء أم توابع(۱).

عبدالرحمن بن عبدالرحمن الشاغوري (۱۳۳۳ - ۱۶۲۶ه = ۱۹۱۶ - ۲۰۰۶م) عارف صوفي، نقابي عمالي.



من مدينة حمص بسورية، من نسل الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، حلّ بدمشق ودرس على علمائها أنواع العلوم، ثم كان شيخ الطريقة الشاذلية في الشام، عبّن رئيسًا لاتحاد عمال النسيج في دمشق، ورئيسًا لاتحاد نقابات العمال بسورية، ونائبًا لرئيس الاتحاد العام للعمال بسورية. أقام الدروس العامة والخاصة، وكان ينكر البدع والضلالات، وجاهد ضد الفرنسيين وشارك في الثورة السورية.

(۱) موسوعة الأعلام للشميري، صحيفة الوسط (البحرين) ع ٣٤٠٥ (٢٠١٢/١/٣).

مــن تآليــــفه: ديـــوان الحــدائق النــدية في النسمات الروحية <sup>(٢)</sup>.

عبدالرحمن بن عبدالرحمن أبو قوس (۱۳۳٤ - ۱۹۰۰ = ۱۹۱۰ - ۱۹۸۵م) کاتب صحفی، أديب رخالة.



ولد في حلب، وتلقِّي فيها تعليمه. عمل في حقل الصحافة، وأصدر جريدة «الوطن» في حلب. كتب الشعر، والمقال الصحفى السياسي والاجتماعي. واهتمَّ بالكتابة في الرحلات. وكان من «عصبة الساخرين» في مقرها دمشق، مع زملائه الأحد عشر الآخرين، بينهم عبدالسلام العجيلي، وعاشت بعد تأليفها أعوامًا قليلة. وساهم في تحرير كثير من الصحف، وأنشأ أكثر من صحيفة، ورأس تحرير «برق الشمال» بحلب. زار بلدانًا عديدة، مثل الجمهوريات الاشتراكية الأوربية والصين، وكانت كتب رحلاته تتحدث عن (البشائر) التي تحملها النظم المطبقة في البلدان الاشتراكية. كما تحول في أرجاء آسيا الجنوبية الشرقية المختلفة.

وله كتب، مثل: ثورة العبيد (شعر)، باقة شعر، كنت في الصين، طلسم الحياة (مسرحية)، بلغاريا كما رأيتها، كنت في رومانيا، الثورة الثقافية في الصين، ٢٥٠ جوابًا على ٢٥٠ سؤالًا عن ألمانيا الديمقراطية... ومؤلفات أخرى له ذكرت

 (٢) معجم البابطين لشعراء العربية، مع إضافات من الشبكة العالمية للمعلومات.

عبدالرحمن بن عبدالرحمن الكواكبي (۱۳۶۱ - ۱۹۲۲ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالرحمن عبدالرحيم عدس (۱۳٤٩- ۱۳۶۱ه = ۱۹۳۰-۲۰۱۳م) تربوي نفساني منهجي.



ولادته في بلدة عنبتا بين طولكرم ونابلس. حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة كولومبيا بأمريكا. عاد ودرس التربية في الجامعة الأردنية، وعمل عميدًا لشؤون الطلبة بها، وعميدًا لكلية العلوم التربوية، وعميد دراسات عليا. وكان تخصصه الدقيق في علم النفس التربوي في محال القياس والتقويم، كما درَّس في كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ونشط في زيارات علمية لدول عدة. وكان أول من أدخل تعليم الإحصاء في الأردن، وأسهم بخبرته في المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم، وأمضى جلَّ عمره في التربية والتعليم والعمل الجامعي، وانشغل بإعداد كتب في علم النفس والقياس ونظريات التعلم والإحصاء، وكتب مقالات في مجلة

(٣) هنا دمشق ع٥٠٥ (١٩٨٥/١/١) ص١٩٥ الأديب (نيسان ١٩٥٠م)، معجم المؤلفين السوريين ص١٥، أعضاء اتحاد الكتاب العرب ص٣٣، معجم أدباء حلب ص٣٣٩.

(الأمن والحياة) وغيرها. وابتعد عن الحزبية، ودعي إلى الحزب الشيوعي فلم يفعل، في شبابه. توفي يوم الأحد ١٢ شوال، ١٨ آب (أغسطس).

كتبه: أسس علم النفس التربوي (مع يوسف قطامي)، البحث العلمي: مفهومه – أدواته – أساليبه (مع ذوقان عبيدات وكايد عبدالحق)، دليل المعلم في بناء الاختبارات التحصيلية، ضوابط استخدام الاختبارات النفسية، علم النفس التربوي: نظرة معاصرة، القياس والتقويم في التعلم والتعليم (مع عبدالله زيد الكيلاني وأحمد التقي)، مبادئ الإحصاء في التربية وعلم النفس، مبادئ علم النفس (مع نايفة قطامي)، المدخل إلى علم النفس (مع محيي الدين توق). وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

عبدالرحمن بن عبدالرزاق الآلوسي المدالرحمن بن عبدالرزاق الآلوسي (۱۳٤۸ – ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن عبدالعال = عبود عبدالعال

عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سحمان ( ۱۳۲۱ – ۱۳۲۱ ه = ۱۹۲۲ – ۲۰۱۰م) عالم قاض.

من مواليد العمار بالأفلاج في السعودية، التحق بحلقات العلم في الرياض، وتخرَّج في كلية الشريعة هناك عام ١٣٧٦ه، ثم عمل قاضيًا في الحكمة الكبرى، فرئيسًا لحكمة الدلم، الأفلاج (١٣) عامًا، فرئيسًا لحكمة الدلم، فقاضيًا في هيئة التمييز بالرياض، فنائبًا لرئيس محكمة التمييز، وتوفي في شهر شوال

(۱) مما كتبه مهند مبيضين في (الغد) ونشر بتاريخ والمرابع وإضافات.

بالرياض.

من تصانيفه: تحفة المقتصدين من مدارج السالكين، سبيل النجاة في باب الأسماء والصفات، المحفوظات السامية الكافية الشافية (طبعت الثلاثة في كتاب واحد)، تذكرة النفس والإخوان بما ينبغي التنبه له في كل زمان، دليل الحجاج الكرام إلى شمس الدين بن قيم الجوزية، نيل المراد بنظم متن الزاد (تكملة لنظم سعد بن حمد بن عتيق)، ويعني زاد (المستقنع)، نظم قواعد ابن رجب، أنيس الأحباب من كل قول مستطاب، ديوان شعر (خ)(۱).

عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشبل ( ۱۰۰۰ – ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن بن عبدالعزیز آل عساکر (۰۰۰ – ۱۹۸۶ه = ۰۰۰ – ۱۹۸۶م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالرحمن بن عبدالعزيز محمد (١٣٤٥ - ١٤١٩ه؟ = ١٩٢٦ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن بن عبدالكريم العبيِّد (١٣٥٢ - ١٤٣١ هـ = ١٩٣٣ - ٢٠١١م) أديب ومؤرِّخ إسلامي.



(۲) موسوعة أسبار ۱۰۰۱/۲، موقع مزامير آل داود (إثر وفاته).



عبدالرحمن العبيد شابًا وشيخًا

من مواليد مدينة الجبيل بالسعودية. درس حتى الثانوية العامة، طالع ودرس الثقافة الإسلامية، واستفاد من عدد من أهل العلم. بدأ حياته العملية في الوظائف الحكومية، ثم انتقل إلى مهنة الصحافة، فأشرف على تحرير صحيفة «أخبار الظهران»، وشارك عبدالله الشباط في إصدار مجلة «الخليج العربي» عام ١٣٧٦هـ، اختير رئيسًا للنادي الثقافي الأدبى بالمنطقة الشرقية منذ تأسيسه عام ١٤١٠هـ، وعمل مستشارًا ثقافيًا للهيئة الملكية للجبيل وينبع، واختير عضوًا بهيئة تحرير الموسوعة الجغرافية للأماكن بالسعودية، وكان أمينًا عامًا للجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقته، وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. نظم الشعر مبكرًا، واشترك في أمسيات شعرية، ومال إلى البحوث الجغرافية والتاريخية مما يخص ال الخليج، وكذلك العلوم الشرعية، وشارك في العديد من المؤتمرات في الداخل والخارج. وتوفي في ١٣ صفر، ١٧ يناير.



والمطقالة وغالاق

عبدالرحمن العبيد رأس نادي المنطقة الشرقية الأدبى منذ تأسيسه

مؤلفاته: أصول المنهج الإسلامي، الجبيل: ماضيها وحاضرها، في موكب الفجر (شعر)، قبيلة العوازم: دراسة عن أصلها ومحتمعها وديارها، الموسوعة الجغرافية لشرقي البلاد العربية السعودية، يا أمة الحق (شعر)، الوصية (شعر) (خ)، الأدب في الخليج العربي، رؤيا في حرب الخليج (خ)، معالم التفسير (خ)، فقه الحج المبرمج (خ؟)، تاريخ شرقي الجزيرة العربية قبل الإسلام (خ)، على طريق الفكر (مقالات وأحاديث إذاعية) (خ)(1).

عبدالرحمن عبدالكريم الملاّحي (١٣٥٥ – ١٤٣٤هـ = ١٩٣٦ – ٢٠١٣م) كاتب مؤرِّخ.



مولده في الشحر بحضرموت. تأهّل في دار المعلمين بغيل أبي وزير، وعمل معلمًا، ثم مديرًا لمدارس إعدادية حضرموت، ومديرًا عامًا لمكتب الثقافة والسياحة بمحافظة حضرموت، كما ترأس لجنة التنقيب عن التراث الحضرمي عام ١٣٩٤هـ. عضو مؤسّس لاتحاد الأدباء والكتّاب اليمنيين، رئيس تحرير مجلة (آفاق) الصادرة عن فرع الاتحاد، ثم مستشار لها. كتب القصة منذ عام ١٣٨٠هه وكتب عددًا من المسرحيات على مسارح مدينة عدن. وعدً

(۱) شخصيات في ذاكرة الوطن ص٢٢١، موسوعة الشخصيات السعودية ص٣٨٦، الموسوعة الأدبية ٣٤/٣، دليل الكاتب السعودي ص١٢٥، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٠١١، الاقتصاد (مجلة اقتصادية شهرية) ع٢١٦ (شوال ١٤١٩هـ) (لقاء معه).

من الباحثين البارزين في التأريخ للملاحة البحرية. وله مقالات عديدة في المسرح والتاريخ والاجتماعيات، وكان خبيرًا في علم النجوم وخطوط الطول والعرض. توفي يوم السبت ٢٩ ذي الحجة، ٢ نوفمبر بمدينة الشح.



عبدالرحمن الملاحي رأس تحرير مجلة (آفاق)

من عناوين كتبه: التداخل المعرفي بين اليمن وعُمان في القرن التاسع عشر (٣ جر)، الحضارم في ممباسة ودار السلام والاجتماعية والثقافية لتطهير الصبيان في بادية المشقاص.

ومن أعماله المسرحية: الثائر الجهول، أشرقت الشمس، الحصاد<sup>(۱)</sup>.

عبدالرحمن بن عبداللطيف الخزندار (۱۳٤٢ - ۱۶۲۸ = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۷م) حقوقي شاعر.



من مواليد حلب. تعلم في مدارس دمشق،

(۲) موسوعة الألقاب اليمنية ٢٠٢٦/٦، موقع نجم المكلا
 ٢٠١٢/٦١/٦م.

وحصل على الدكتوراه في القانون من باريس، وعين مندوبًا للإقليم السوري في القاهرة أيام الوحدة، وبعد الانفصال عاد ليعمل في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ثم كان معاونًا لوزير الشؤون الاجتماعية، وشارك في لجان إعداد بعض القوانين، ونال شهادات تقدير.

كتب مقالات وقصائد وأبحاثًا أدبية عديدة، وألف كتبًا، منها: الأمن في الأدب العربي، إدارة المؤسسات الاجتماعية، دور الأسرة في رعاية الأحداث، وحقق ديوان أبي مسلم ناصر بن سالم الرواحي العماني. وله دواوين شعر كذلك، منها: مع الذكريات والحب والحياة، أحب أحب أحب، إلى أين، عالمي (").

# عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ (1940 - 1940 - 1940 - 1940)

عالم حنبلي فرضي مهتم بالتاريخ المحلي. ولادته في الرياض. حفظ القرآن الكريم وجوَّده على المقرئ عبدالله بن مفيريج، وأخذ العلم عن علماء الرياض، من أبرزهم عمد بن إبراهيم آل الشيخ، ومحمد بن عبدالعزيز بن عياف. ثم انتقل إلى مكة حلقات العلماء بالحرم المكي، ودرس في حلقات العلماء بالحرم المكي، ودرس في كلية الشريعة بمكة سنة واحدة، وعمل مفتشًا بوزارة المعارف، وموظفًا بمكتب الوزير حسن بن عبدالله آل الشيخ. وكان متخصصًا في الفرائض وحسابها، والفقه، والحديث. توفي في حادث سيارة بين مكة والطائف في شهر شعبان.

من تصانيفه: لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب لمؤلف مجهول (تحقيق)، دعوة الشيخ ومناصروها، مشاهير علماء نجد

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

وغيرهم، عنوان الجحد في تاريخ نحد/ عثمان بن عبدالله بن بشر (تحقيق وتعليق)، عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر/ إبراهيم بن صالح بن عيسى (تحقيق)، (وهو ذيل على كتاب: عنوان الجد في تاريخ نحد لعثمان بن بشر)، آل سعود، نسب آل سعود، السوابق: وهي تدوين حوادث نجد قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، أي من سنة ٨٥٠ إلى آخر ١٥٦ه لابن بشر (تحقيق) طبع في آخر الجلد الثاني من «عنوان الجد»، الرحلة الملكية/ يوسف ياسين (جمع وتعليق)(١).

# عَدُّارُهُن مِنْ بِالنَّطِيف بِن عَبِدائداً لِ سِينِيخ

والمشائري الفنائينية في المحمد المؤلمين وفي 21 مُحكماً في العامر الفيزانية) ووطشتا ومتأشتا الدروس وتبتني حكمتنا كعامية لا على ولالها،

عبدالرحمن بن عبداللطيف الموكرياني (P171 - VP71a = 1.P1 - VVP1a) أديب كردى ناشر.

عُرف بكيوي موكرياني.



ولد في مهاباد بإيران، رافق أخاه إلى حلب، وعاد معه إلى رواندوز، وشارك في

(١) معجم مؤرخي الجزَّيرة العربية ٨٤/١، موسوعة أسبار ٥٠٠/٢ بُحد خلال ثمانية قرون ٨٣/٣، معجم المؤلفين والكُتاب في السعودية ص٨٦.

نشاطات أدبية وفكرية، منها إصدار محلة هتاو (الشمس)، وأسَّس مطبعة كردستان، واشتغل بمهنة التصوير، ومات في أربيل بالعراق يوم ٧ شعبان، ٢٤ تموز.

له مؤلفات كثيرة بالعربية والكردية، منها ما يتعلق بالعربية، وهي: الألفباء الكردية المصورة، تعبير الأنام لابن سيرين، قاموس مهاباد (كردي - عربي)، تعليم الكردية بدون معلم، تاريخ الأدب، المرشد: قاموس مدرسي في اللغتين العربية والكردية، وآخر: كردي - عربي - فارسي - فرنسي -إنحليزي. ومعاجم أخرى كردية ومؤلفات عديدة(٢).

#### عبدالرحمن عبدالله إبراهيم (1771 - 1731a = 7391 - 11.79) سياسي اشتراكي.

من مواليد منطقة أغابرة في حيفان بتعز. حصل على الدكتوراه في الحقوق من جمهورية الجحر الاشتراكية، عمل في الحركة الرياضية وترأس نادي الميناء، وشغل منصب نائب وزير الإعلام والثقافة في الجنوب قبل الوحدة، ونائب وزير شؤون الوحدة، وعضو محلس الشعب الأعلى، وعضو لجنة صياغة دستور دولة الوحدة، ومستشار رئيس الجمهورية، كما عمل برفقة الجاوي ومحمد عبده نعمان على تأسيس حزب التجمع الوحدوي (١٤٠٩هـ)، وترأس صحيفة التجمع الناطقة باسم الحزب، وكان له دور من قبل في تأسيس اتحاد الشعب الديمقراطي (١٣٨١هـ)، وشارك كذلك في تأسيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، ومنظمة الصحفيين في الجنوب، وكان عضوًا في مجلة «الحكمة» التي عمل مديرًا لتحريرها، وكتب فيها مقالات ودراسات

له: السودان: الوحدة أم التمزق. (٢) عقد الجمان ١١٨٥/٣، معجم المؤلفين العراقيين ٦٩/٣، معجم المؤلفين والكُتاب العراقيين ٢/٣٥٠،

أدبية، ومات في ٢٢ محرم، ٧ يناير. ترجم مجموعة من قصص الأطفال من اللغة الهنغارية - التي كان يجيدها - إلى العربية، وغيرها من الكتابات السياسية والفكرية(٣).

## عبدالرحمن عبدالله أحمد يوسف (P371 - 0731a = .791 - 3 . . 79) مستشار إداري وزير.

عُرف بـ«عبدالرحمن عبدالله».

من السودان، تخرج في قسم الإدارة بكلية الآداب في جامعة الخرطوم، وواصل دراسته في أمريكا، عمل في مناطق سودانية، وفي القسم الإداري بالأمم المتحدة. أسَّس معهد الإدارة الإفريقي في طنجة، وطرابلس، ثم الخرطوم. أنشأ وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري وصار وزيرًا لها، وزير الصناعة، والنقل والمواصلات، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإغاثي بدرجة سفير في الدوحة، انتقل إلى أبوظي في المهمة نفسها، بعد تقاعده عمل مستشارًا للتطوير الإداري بحكومة الشارقة. ممثل السودان الدائم لدى الأمم المتحدة. جرى تداول اسمه لشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة ولكنه كان مريضًا أثناءها، واعتبر رائدًا في مجال الخدمة العامة والإصلاح الإداري. مات بالشارقة في شهر صفر، آذار (مارس).



عبدالرحمن عبدالله ممثل السودان الدائم لدى الأمم المتحدة

ورحل وهو يكتب مذكراته في مؤلف مقترح (٣) الجمهورية ع٢٧٦ (٩/١/٠١٠٢م).

الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ٤١٧/٣.

بعنوان: دردشة في المعاش(١).

عبدالرحمن بن عبدالله التويجري (۱۳۳٦ – ۱٤۱٦ه = ۱۹۱۷ – ۱۹۹۱م)

فاضل حنبلي، له اهتمام بالتراجم والأنساب.

من المجمعة بالسعودية. قرأ على علماء بلده. اعتذر عن تولي القضاء، أمَّ المصلين ودرَّس العلوم الشرعية ووعظ. مات في ١٦ شوال.

له من الكتب المطبوعة: الشهب المرمية لمحق المعازف والمزامير وسائر الملاهي بالأدلة النقلية والعقلية، منشور الصواب في الردّ على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب، الإفادات على ما في تراجم «علماء نجد» لابن بسّام من التنبيهات،

الالخطاب كاصبح بهالشارح وغيرة ولبس هوكلامامستأننا فثول فرله يعيطلفا

اي فالنفس ل فيما دونه التحوله مومطلقا اي ولديذكرسبيا قوله في امطَلقا ايكوكانت

اوثيبًا إلى بسب الحكونيا اذا وصل أقرار ما يغير قوله ليس القراريسااي

اطلقالعبارة وهومقيد بها اذاكورثبت سبالخيّ ببينة ذكره فيشرج الحرر ومثّل لى اعتزف بسبب *لحق ك*أنُّ يقول انه تُناعيان ونحوّ اشترُّها أوَّل مَن شويّة ببينــة

واناله نقل يمانا كانكله رعندة حقمن تمن مبيع اوغيره يكنه ادايقول قنيته ويحلف

فقنيع حقوق الناس وقدرأت بعض تضاة المذهب وقع في دلات فاكت

ابنهبوة لاسغهلقا صالحنهان سجكم بمنه المسئلة وبجبالعمامة ل الإلخطاب لأند

الأصل وعليه جماهيرالعلما وصلايله علىسيدنا عمد وعلالدو صحيدوم ميلا

فدحصوالفلغ مزكتا بنهده الحاشية يوم الخبير لغان وعثري

خَلْت من شارصف و ١٣٥٧ نام هم ين ٥٠٥٥

بقلم الفقير الرائله تعالى عبد الزحمن من

عبدالله بنحمود التويجري

غفالله له ولوالديد

ولمشائخ والخانه

تيسير العلام ببيان ما في منتخب المغيري من الأوهام، (ردَّ به على كتاب «المنتخب في ذكر قبائل العرب» لعبدالرحمن بن حمد المغيري)، إعلان النكير على المفتونين بالتصوير، الدلائل الواضحات على تحريم المسكرات والمفترات (٢).

عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين (۱۳۲۱ - ۱۳۹۷ه = ۱۹۰۳ - ۱۹۷۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن بن عبدالله الجمهور (۱۳۸۱ – ۱۶۲۰ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۰۶م) لغوي، مترجم، داعية.

من السعودية. نال درجة الدكتوراه في علم اللغة التطبيقي (الإنجليزي) من جامعة كلورادو بأمريكا، أستاذ في تخصصه بجامعة

الإمام في الرياض، رئيس قسم اللغات والترجمة بالجامعة، عميد المركز الجامعي لخدمة الجتمع والتعليم المستمر، من القائمين على محلة الجامعة باللغة الإنحليزية، عضو العديد من اللجان العلمية. ساهم في العمل الدعوي وخاصة في أوساط الجاليات الإسلامية داخل السعودية وخارجها، قدم برامج في التلفزيون السعودي والفضائيات. وكان يشارك في إدارة مجلة «الجمعة» الإنجليزية، الصادرة عن المنتدى الإسلامي بلندن، أنشأ مؤسّسة «مناهج» لإعداد مناهج شرعية تعليمية

للناطقين بالإنجليزية، كما أنشأ مؤسسة «وثيقة» لترجمة الكتب الشرعية بالإنجليزية. مات غرقًا في صلالة بسلطنة عمان. من عناوين كتبه: التعليم الحاسوي، ترجمة معاني القرآن الكريم بين نظرتين: الدلالية والتداولية (صدر في كتاب، من بحوث ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم).

وله بحوث ودراسات متخصصة نشرت داخل بلده وخارجها، وشارك في كتابة بعض المناهج بالإنجليزية للجاليات الإسلامية في الغرب<sup>(۱)</sup>.

عبدالرحمن بن عبدالله الحضرمي (١٣٥٣ - ١٤١٤ه = ١٩٣٤ م) تربوي، جغرافي، مؤرخ.



مولده بمدينة زبيد في اليمن، وتعلم في مدرستها العلمية، ثم تخرَّج في (دار المعلمين) بالحديدة، وعيِّن مدرسًا، فمفتشًا لمدارس زبيد، فمديرًا لها، ثم مديرًا للمعهد الديني بها. مات في ٢٩ صفر، ١٧ آب (أغسطس).

له العديد من الدراسات التاريخية، بلغت نحو (٥٦) سفرًا، معظمها مخطوط. ومن مؤلفاته المطبوعة: جامعة الأشاعرة زبيد، زبيد: مساجدها ومدارسها العلمية في التاريخ، معجم تمامة، شرح الفريدة الجامعة للمعاني الرائعة/ إسماعيل المقري (تحقيق)،

(٣) عكاظ ١٤٢٥/٦/٦هـ. وهو غير الشاعر السعودي عبدالرحمن بن عبدالله جمهور الغامدي.

## عبدالرحمن بن عبدالله التويجري (خطه)

بلغ **مقالبلة تالم سن الأمس**ل يكتبغ هذه السيخة نوكز سترمها على المستعلق الم

(۱) الخرطوم ۲/۲۰/۲۱هـ، الشرق الأوسط ع۲۵٦ هـ، الشرق الأوسط ع۲۵٦ آهـ)، معلومات من الصحفي محمد الحسن أحمد في الإنترنت.

 (۲) معجم مصنفات الجنابلة ۳۳۱/۷ معجم المطبوعات العربية السعودية ۲۰۱۱، ۵۰، موسوعة أسبار ۲۰۰۱، معجم المؤرخين السعوديين ص۲۰. # # #

تمامة في التاريخ، المدرسة العلمية بزبيد. ووضع فهرسًا بمخطوطات مكتبته ضمن مخطوطات زبيد.

ومن المخطوط: التاريخ والتراث، لمحات تاريخية عن زبيد، مدينة زبيد في التاريخ، الموانئ اليمنية في التاريخ، الصراع التاريخي والسياسي وآثاره، دراسات في التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي اليمني، مزاجية التاريخ وقلب الحقائق (حوار عن الدولة الزيادية).

وله كتب أخرى تأليفًا وجمعًا وتحقيقًا ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالرحمن بن عبدالله الخيال (۱۳۲۱ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن عبدالله الشاعر (۱۳۵۶ - ۱۲۲۹ه = ۱۹۳۵ - ۲۰۰۸م) أديب ومحرر صحفي.



من حائل بالسعودية. درس الابتدائية في المدينة المندينة المندينة المندينة المندينة المقال والقصة القصيرة منذ عام الاسماه، عين رئيسًا لتحرير مجلة الدفاع التي تصدرها القوات المسلحة لمدة (٢٥) عامًا، كما عمل مستشارًا للعلاقات العامة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة. مات

(۱) معجم مؤرخي تحامة ص۷۲، اليمن في ۱۰۰ عام ص۹۲، موسوعة الألقاب اليمنية ۱۱۷/۱، الجمهورية ع۱۰۰ (۱۰۲۰۷/۱/۱۳). وصورته من موسوعة الأعلام للشميري.

يوم ٢٣ شوال، ٢٣ تشرين الأول (أكتوبر).



عبدالرحمن عبدالله الشاعر عمل رئيسًا لتحرير مجلة (الدفاع) ربع قرن

وله: آخر المشوار (مسرحية)، ومجموعة قصصية بعنوان: عرق وطين. وأعمال مسرحية أخرى(٢).

# عبدالرحمن بن عبدالله بن عتيق (۱۳۰٤ - ۱٤٠٢هـ = ۱۸۸٦ - ۱۹۸۲م)

تربوي ريادي قاض.

أصله من نجد، حيث جاء من منطقة الدلم بالسعودية، وانتماؤه إلى آل مسلم. هاجر من الرياض إلى البحرين، ثم انتقل إلى الحمرية، وعلم أبناءها شيئًا من علوم

الدين، ثم انتقل إلى أم القيوين بالإمارات العربية المتحدة وسكن فيها، ومارس هناك التعليم. ولما ذاع صيته في البلد دعاه الشيخ راشد بن أحمد المعلا حاكم أم القيوين إلى تعليم أبنائه، ثم أصبح إمام مسجد الشيخ راشد، وقاضيًا، وواعظًا، وخطيبًا، مدة خمسين عامًا، حتى عام ۱۳۷۷هه، ومارس القضاء حتى عام ١٣٩٢ه. وفي عام ١٣٦٥ه أسَّس أول مدرسة في أم القيوين

كانت تدرس علوم الدين، وكان مقرها في بيت أخيه إبراهيم، وتعقد فيها حلقات الدرس في فناء المنزل، ويحضر إليه الطلبة، ومنهم أبناء الحاكم (٢).

# عبدالرحمن بن عبدالله آل عمير (۱۳۳۹ - ۱۹۲۰ه = ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن بن عبدالله العيسى (۱۳۸۲ - ۱۶۳۳ هـ = ۱۹۹۲ - ۲۰۱۲) (تكملة معجم المؤلفين)

#### 

خادم القرآن ومعلمه، خطيب داعية، محسن محتسب.

ولد في الرياض، من خريجي الرعيل الأول بكلية الشريعة عام ١٣٨٠ه. ختم القرآن

يسسسالوالغراض

هبئذالوعظ والارشاد والتعليم

الرياض تلفون : ۷۱۰ الدير.

الرقسم التاريخ 10 ميز 10 المونور 4 الرفقات

من عالري ب عاليه و فرانا لى حقة صاحب للفيانا الشيخ علي بورج الدر المسام على برج الدر المسام على برج الدر وسرصا م من السام على برج الدر وسرصا م من السام على برج الدر وسرحا م من السام على برج الدر وسركا م من السام على برج و برج المدر و المرب المعرف و المرب المعرف و المام والمعرف المام والمام والم

العقيل فى رياسة النها كمية كمرة فاذا نرون انه موافق توزيع على المائة لله في من المائة المردن المدن المدن المسلم من المسلم من المسلم الملم المسلم الم

حلحوظم الماخوان يبحثون ويسالهنا عن مجيئم المدالوماين و انحى لسرعند ما علم معادلا منحب استطلاع الخبرا قام إلم ودفعكم كهداه ا حسيه رثيم ٨٨٧ ٧ ١١٠ ٢٨٨٨

#### عبدالرحمن بن فریان (خطه وختمه)

(۲) موسوعة الشخصيات السعودية ص۲۹۷، الرياض۲۶/۱۰/۲٤

(٣) رجال في دولة الإمارات العربية المتحدة ١١١/١.

الكريم في السادسة عشرة من عمره. قرأ على المفتى محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعبدالعزيز الشثري، قبل أن يتخرج من الكلية المذكورة. تقدم بطلب إلى المفتى لفتح حلقات تحفيظ للقرآن الكريم، فوافق، وبدأ ب(١٠) حلقات، وجعله رئيسًا لها. وهكذا كان تأسيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وقد تابع نشاطها حتى اتسعت في جميع أنحاء السعودية، ومن ضمنها السجون، وكان حفظ القرآن سببًا لإطلاق سراح كثير من المسجونين، أو تخفيف العقوبة عنهم. وبلغ عدد الملتحقين بحلقات التحفيظ أكثر من (۱۰۰۰۰)، بینهم (۲۰۰۰۰) امرأة يدرسن في (۲۰۰) دار نسائية لتحفيظ القرآن الكريم. وكان رئيس الجمعية، ومن أعلام الاحتساب، قضى نحو (٦٠) عامًا على المنابر، ولا يتوانى من الانتقال والسفر، ينصح ويذكِّر بالله، ويذهب إلى ولاة الأمور ينصحهم ويذكرهم، ربما بشكل يومى، لصالح المسلمين، ولم يترك عمل الخير حتى وهو على فراش المرض. توفي يوم ٧ رجب. وصدر فيه كتاب: ابن فريان بين القرآن والدعوة/ جمع وإعداد إبراهيم بن عبدالله العبد. - الرياض: المؤلف، سنة الإيداع ۲۰۲۱ه، ۲۰۲ص.



عبدالرحمن الفريان مؤسس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

ومن مؤلفاته التي وقفت عليها: مجموعة فوائد مهمة، نصيحتان في تحريم التدخين والتصوير(١).

(١) الأسرة ع١٢٥ (شعبان ١٤٢٤هـ) ص١٠٨، فقد ورثاء

عبدالرحمن بن عبدالله الملق (۱۳٤٣ - ۱٤۲۰ه = ۱۹۲۶ - ۲۰۰۰م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن عبدالملك الخميسي (۱۳۳۹ - ۱۹۸۷ هـ ۱۹۲۰ - ۱۹۸۷ م) كاتب ذو مواهب.



فهو شاعر، قاص، موسيقي، مؤلف موسيقي، مؤلف مسرحي، إذاعي، سينمائي وتلفزيوني، مخرج، ممثل! وهو يساري اشتراكي، إن لم يكن شيوعيًا، وقد مات في موسكو، ودُفن في مدينته «المنصورة».

تبدأ رحلته في مدينة بور سعيد، وحرم من حنان الأم والأب بفراقهما بالطلاق، وانتقل مع والده إلى «الزرقا» إحدى قرى المنصورة، وكان وقتها في السابعة، وعاش وحيدًا في هذا العمر، فقد تزوج والده، واستأجر له غرفة يعيش فيها مع مصروف زهيد. ثم هجر دراسته الثانوية في مدرسة ولا مأوى. وبدأت علاقته مع «الصعلكة» منذ ذلك الوقت، إذ كان يمضي يومه بين منذ ذلك الوقت، إذ كان يمضي يومه بين دار الكتب والمقاهي، ويصف لباسه في تلك الفترة بأنه «حذاء ممزق، وبنطلون تصير، وقميص مفتوح، ونظارة طبية».

ص ١٥٠، الرياض ١٠٤/٧/١١ هـ، تجارة الرياض ٩٦٤ ( رحب ١٤٢٤هـ) ص١٠٢، وخطه من كتاب: الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء. وسنة ولادته تقريبية.

والفيشاوي بدأ يكتب الزجل والشعر ويحب سيد درويش، وأيضًا يكتب أغاني للأفلام، هم يقبضون جنيهاتها وهو يقبض القروش. وصل عمره إلى ١٨ عامًا واستطاع أن ينشر في أشهر مجلتين للثقافة في مصر في ذلك الوقت: الرسالة، والثقافة، قصائد مطولة من الشعر. وفي هذه السن أيضًا بدأ مرحلة تأليف التمثيليات الإذاعية وإخراجها. وفي دار الكتب التي كان يقضى فيها معظم يومه قاربًا تعرف على خليل مطران وسلامة موسى وإبراهيم ناجي، وأثناء فترة الصعلكة والتشرد تعرف على فنان شعبى تلقائي وممثل ارتجالي هو «أحمد المسيري» الذي ترك عليه بصمات واضحة في عشقه للمسرح وكتاباته عنه، وانتقل للكتابة في الصفحة الأخيرة في جريدة «المصري»، وترجم العديد من القصص القصيرة والمسرحيات التي جمعها فيما بعد في كتاب «يوميات مجنون»، وصاغ «ألف ليلة وليلة» من جديد في كتاب من جزأين. كما استطاع أن يخرج كتابًا ثالثًا «المكافحون» من خلال كتاباته عن سير وكبار المفكرين والمناضلين، مثل عمر مكرم والأفغاني ومحمد عبده. وبدأ رحلة الغربة مع عهد السادات عندما طرد الخبراء السوفييت، فكتب مدافعًا عنهم مستنكرًا المنهج، وأوقف عن الكتابة في جريدة الجمهورية، فتنقل منذ عام ١٩٧٢م بين بغداد وليبيا ولبنان والكويت وتشيكوسلوفاكيا، ليستقرَّ في موسكو، التي تمثل - في نظره - البطل المدافع عن الحرية والسلام، كما ذكرها في ديوان «أشواق إنسان». توفي في الأول من شهر رجب، الأول من مارس.

ومماكتب فيه:

عبدالرحمن الخميسي: الكلمة والموقف/ عدة كتاب؛ تقليم معين بسيسو. د. م: مؤسسة ناصر للثقافة: دار الوحدة، ١٣٩٥هـ، ١٣٤٠ص

عبدالرحمن الخميسي القديس الصعلوك/ يوسف الشريف. - القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، ١٤٢١ه.

وتعددت كتاباته بين السياسة والثقافة والمقالات النقدية والترجمات الشعرية والترجمات الشعرية من سيرته الذاتية، ولم يمكنه الموت من استكما لها.

وله دواوين شعرية: أشواق إنسان، دموع ونيران، ديوان الحب، ديوانان كتبهما في الغربة، مليودراما للفارس في بلاد ما بين النهرين، ست قرنفلات حمراء مهداة إلى موسكو.

وآخر أعماله قصة بعنوان: يوميات الملكة تيتي شيري، وهي ملكة فرعونية يفترض الخميسي أنها عادت إلى مصر بعد رحيل السادات وتكتب مذكراتها.

كما طبعت أعماله الكاملة بالروسية في موسكو. وله دواوين ومؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالرحمن عبدالواحد سليم ( ۰۰۰ - ۲۰۰۳ ه = ۱۴۲۰ ( تکملة معجم المؤلفين )

عبدالرحمن عبدالوهاب الفارس (۱۳۵۰ – ۱۶۲۹ه = ۱۹۳۷ – ۲۰۰۸م) من عمار بیوت الله.



(۱) الأسبوع الأدبي ع١٤٤١ (١٩٨٧/٥/٢٥)، أعلام مصر في القرن العشرين ص٢٩٨.

ولد في منطقة المباركية بالكويت، التحق بالأزهر وتخرج من كلية الشريعة والقانون سنة ١٣٨٢هـ، عمل في وزارة الأوقاف وأسندت إليه إدارة المساجد والأوقاف، وحقق إنجازات كثيرة، وخاصة بناء المساجد، ودور القرآن الكريم في أنحاء متفرقة من الدولة، وكان أول من قام بفرش المساجد بالسجاد، وزوَّدها بالتكييف المركزي، وقد تسلم وظيفته وكان عدد المساجد ۲۰۰ مسجد، وتركها وعددها ٨٥٠ مسجدًا. واختير عضوًا في اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة بالديوان الأميري. له مؤلفات قيمة، وبرامج إذاعية وتلفزيونية، ومشاركات في مؤتمرات علمية متخصصة. توفي يوم السبت ٢٥ شوال، ٢٥ تشرين الأول (أكتوبر).



من عناوين كتبه: الأجوبة النافعة عن الأسئلة الواقعة (٢)

#### **عبدالرحمن عثمان جاد** (۱۳۳۱ – ۱۶۰۰ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۸۰م) ناقد أدبي.

ولد في قرية المحلة بمركز إسنا جنوبي مصر، وحصل على الدكتوراه من قسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر، والتحق بجامعة السوربون ولكن لم يكمل دراسته، درَّس في معهد أزهري، وفي المدينة المنورة، ثم في كلية اللغة العربية بعد عودته من فرنسا، ومدح آل سعود عندما كان هناك. ومات في الإسكندرية.

(٢) المجتمع ع١٨٢٥ (١/١١/٨،٢٥م).

قدمت في حياته ومؤلفاته رسالة دكتوراه إلى كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام [١٦٥ هـ]، ١٩٩٦م للباحث عبدالفتاح السيد عبدالفتاح، بعنوان: عبدالرحمن عثمان أديبًا وناقدًا.

من مؤلفاته المطبوعة: الأدب الحديث في البلاد العربية، معالم النقد الأدبي، دراسات في الأدب العربي في أزهى عصوره (مع محمد عبدالمنعم خفاجي)، رواية الشعر ورواته (رسالة دكتوراه)، الشاعر البائس عبدالحميد الديب، مذاهب النقد وقضاياه، الأدب العربي في عصره الذهبي. وله مؤلفات مخطوطة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

#### عبدالرحمن بن عثمان الجاسر (۱۳۵۶ - ۱۹۲۳هـ = ۱۹۳۰ - ۲۰۰۲م)

فقيه حنبلي واعظ.

ولد في الدِّمَ (الخرج) القريبة من الرياض. درس على علماء الرياض منهم ابن باز، وتخرَّج في كلية الشريعة، ثم درَّس في معهد الدِّم العلمي وغيره، أمَّ وخطب ووعظ، وكان رئيسًا لجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في بلدته، ومفتيًا هناك، يقصده المستفتون فيجيبهم. وكانت له دروس علمية في الجامع الكبير، ثم في مسجده مزرعته. توفي يوم ٨ شعبان. مع ترجمته وما كتب فيه في كتاب صدر بعنوان: عبدالرحمن بن عثمان الجاسر: سيرته وخطبه وشعره / عبدالرحمن بن ناصر سيرته وخطبه وشعره / عبدالرحمن بن ناصر الداغرى، ٢٤١٦ه، ٥٧٥ ص (٤).

#### عبدالرحمن عثمان حسن (۱۳۲۸ - ۱۹۲۰ هـ = ۱۹۱۰ - ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية، مع إضافات.

(٤) وترجمته منه، فقد ورثاء ص١٢٥.

عبدالرحمن عدس = عبدالرحمن عبدالرحيم

عبدالرحمن بن العربي الحريشي (٠٠٠ - نحو ١٠٢٣هـ - نحو ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن بن العربي الزناقي (١٣٥٣ - ١٤٣٤ه = ١٩٣٤ - ٢٠١٢م) تربوي شاعر.



من مواليد تلمسان بالجزائر. نال شهادة الأهلية من جامعة الزيتونة. وشهادة دار المعلمين من حلب، وإجازة أدب وتربية من جامعة عين شمس بالقاهرة، عمل مدرسًا، ومبرجمًا في وزارة التربية، ومراسلًا لجريدة الجمهورية الصادرة بوهران، ومنتجًا

بد شع غزير > وَصُوْتٍ حُصِير) وَأَزْفِ رُنبِي ) وأدف أنس وَأَرْف حُنْسَ إلى الأُخْتِ والرُّجْ والوَّالِدُ يْنَ. وَأَسْلاً وَ كُلَّ الحروف تَعْطَى المُعَانَ و تَكُلُّ الحِزْنَ عَلَّ الزَّمَانِ، لَقُهُ حِيْدِ لُنَّ فِي السِّرُ اللَّهُ عَلَى إلى مُقْبَرُه ،

عبدالرحمن الزناقي (خطه)

في الإذاعة، وشارك في أمسيات وملتقيات أدبية ومعارض فنية، وحضر مجالس العقاد في القاهرة، وصورته أمام منزله. نشر نتاجه الأدبى في دوريات عربية، ودرَّس في موريتانيا مدة ضمن حملة للتعريب هناك، وكان للقضية الفلسطينية في شعره نصيب. توفي يوم الأربعاء ١٣ صفر، ٢٦ ديسمبر.

له أكثر من (٢٠) كتابًا، بينها ما هو مخطوط. ومما طبع له منها: إلى حبيبتي (شعر)، نونو والمطر (شعر)، أبجدية عبدالرحمن زناقي، السفن التي أبحرت نحو الشمال (شعر)، أنسام وأعاصير (شعر)، لاله فاطمة نسومر (قصة تاريخية)، العربي بن مهدي (قصة تاريخية).

ومن مخطوطاته: الإلياذة الإسلامية، مذکرات<sup>(۱)</sup>.

تطوعًا على أعمال خيرية لبعض المحسنين القطريين بسورية. وكان من دعاة التقريب بين الأديان. وكتب مقالات دينية في محلة (الحج). توفي يوم الاثنين ٢٦ رمضان، ١٣ آب (أغسطس) بحلب.

للوزارة، ثم أستاذًا في جامعتها. وأشرف

وصدر له: سمات التطور والتجديد لدى شعراء الشام من مطلع القرن الثاني حتى نهاية القرن الثالث (أطروحته في الدكتوراه)، الصنوبري شاعر الطبيعة (أصله ماجستير)، موسوعة المصادر والمراجع، المسلمون والنصاري، في رحاب اللغة العربية، تطور الشعر في بلاد الشام، من قضايا الأدب واللغة، بدايات النهضة في قطر: مآثر ومفاخر وذكريات، مع المكتبة العربية(٢).

عبدالرحمن عزام = عبدالرحمن حسن عزام

عبدالرحمن عطبة (0371 - 77316 = 7781 - 71.74)



من مواليد حلب. نال درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآداها من كلية الآداب بجامعة عين شمس في القاهرة، عمل مديرًا للمعهد العربي الإسلامي بحلب، ومفتشًا للغة العربية في وزارة التربية بقطر، ومديرًا (١) موقع نظرة جزائرية (٤٣٤هـ)، محلة أصوات الشمال

#### عبدالرحمن عقل موسى = عبدالرحمن أحمد عقل

عبدالرحمن العقون = عبدالرحمن بن إبراهيم العقون

عبدالرحمن على (1771 - 3131a = 7391 - 3991a)(تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن على الجودر (2371 - 1316 = 7791 - 19919) تربوي وداعية ريادي.



(٢) معجم أدباء حلب ص ٢٨٢، معجم المؤلفين السوريين ص٥٦٦ ، تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص٨١٤.

١٣٤/٥/٦ هـ، معجم البابطين للشعراء العرب ١٣٢/٣.

من البحرين. مضى إلى مصر للدراسة في الكلية الصناعية عام ٣٦٦ه، وهناك التقي بالإمام حسن البنا، فكان أول طالب بحريني يلتقى به، وتأثر به وبتلامذته، وأعجب بمنهجه وأسلوبه في الدعوة إلى الله، فانخرط في سلك العاملين من الإخوان المسلمين، وعاد بعد تخرجه يحمل فكرة هذه الدعوة وينشرها في البحرين، وفي أوساط الشباب خاصة، ويخاطب الجماهير بها، ويربى طلبة المدارس عليها. وقد بدأ حياته العملية إمامًا وخطيبًا في جامع بمدينة المحرق، ثم أصبح مديرًا لمدرسة، ثم عضوًا في المحلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي. وكان عضو جمعية الإصلاح، والعضو المؤسّس للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وشارك في العديد من اجتماعاتها وأنشطتها. توفي يوم الأحد ٢٨ ربيع الآخر، وترك مكتبة كبيرة تضمُّ شتى العلوم الإسلامية(١).

عبدالرحمن بن علي خليف (١٣٣٥ - ١٤٢٧ه = ١٩١٧ - ٢٠٠٦م) عالم خطيب.



ولد في القيروان بتونس، حفظ القرآن الكريم، وحصل على عدة شهادات من الكلية الزيتونية، منها العالمية في القراءات،

المجتمع ٧ جمادى الأولى ١٠٤١هـ، وع٥٥١١(١٩١٨/٢/١٩) ص٥٥، الفهرست المفيد في تراجم أعلام الحليج ١٠٨، البعث الإسلامي مج ٣٤ ع٠١٠.

والعلوم، والأدب العربي، وأجيز بالتدريس، ثم تفرَّغ للتدريس بها، وأسند إليه خطابة جامع عقبة بن نافع في القيروان، وسمي مفتشًا (موجهًا) للتعليم الإسلامي. انتدب من قبل رابطة العالم الإسلامي للمشاركة في كثير من الدورات الخاصة بتدريب الأئمة والدعاة، كما درَّس في المعهد الإسلامي في بروكسل. ومات في ١٩ عمرم.



عبدالرحمن خليف كان خطيبًا في جامع عقبة بن نافع

من مؤلفاته التي وقفت على عناوينها: الوجيز في الأداء القرآني، ترتيب مناسك الحج، طلائع الشباب في موكب النور (نشرت فصول منه في مجلة الرباط)، إحياء دور المنبر، أين حظ الإسلام من لغة القرآن؟ اللسان العربي بين الانتشار والانحسار، مشاهد الناس عند الموت. التربية من الكتاب والسنة (مقرر بالمعاهد الثانوية في تونس)، العقيدة والسلوك (مقرر بالمعاهد المهنية) (شارك في تأليف الكتابين السابقين مع آخرين). وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

# عبدالرحمن علي خليفة (۰۰۰ - ۱٤٢٥ه = ۰۰۰ - ۲۰۰٤م)

باحث سياسي فلسفي.

من مصر. مؤسِّس شعبة فلسفة السياسة بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية. مات

في ٣٠ محرم، ٢١ آذار (مارس).

من مؤلفاته: أيديولوجيا الصراع السياسي: دراسة في نظرية القوة، محاضرات في الأيديولوجيا والحضارة، في الأيديولوجيا والحضارة والعولمة (مع فضل الله محمد إسماعيل)، مقالات سياسية، في الفكر السياسي.

# عبدالرحمن علي سليمان (۲۰۰۰ - ۱٤۲۵ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م)

من مصر. حصل على الدكتوراه في النحو من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، أستاذ اللغويات وعميد كلية البنات الإسلامية في جامعة الأزهر بأسيوط. مات يوم الأربعاء ٢٩ شبعان، ١٣ أكتوبر.

من مصنفاته: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي (شرح وتحقيق، أصله رسالة دكتوراه بعنوان: تحقيق الجزء الأول من شرح ألفية ابن مالك للمرادي)، الدراسات النحوية على أهم أصول الأشموني في النحو وهو كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي (شرح وتحقيق)، الأسرار النحوية في استعمالات إن وأن، ابن هشام وكتابه المغني (طبع مع: قانون اللغة وميزان تقويمها لمحمود فجال في أبها)، ما لا يتعلق من حروف الجر، حروف الجواب في الأساليب العربية.



 <sup>(</sup>٢) وترجمته من كتابه «اللسان العربي»، وموقعه
 (١٤٣٠هـ)، الموسوعة التونسية ١٦٤٦/١ وصورته من موقع: المعرفة للجميع.

عبدالرحمن بن علي آل مبارك (۱۳۲۷ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۰۹ - ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن بن عمَّار (١٣٥٥ - ١٤٢١ه = ١٩٣٦ - ٢٠٠٠م) أديب وضابط عسكري.



ولد في بلدة تمغزة التونسية الأثرية، درس العلوم العسكرية في جامعة ولاية متشجن وجامعة لويفيل، وعمل ضابطًا في الحرس الوطني، ثم انتقل إلى المعهد القومي للإعلامية، ومنه إلى جدَّة ليعمل في البنك الإسلامي للتنمية، وشارك في منتديات ثقافية وبرامج إذاعية. ولقب بابن الواحة، وشاعر الجيش.

طُبعت له قصص وروايات: حب وثورة، عندما ينهال المطر، وردة ورصاصات، الكهرباء، وديوان: نبضات، ومسرحية: الأبطال الخمسة، ومسلسلان إذاعيان: شيخ الغمز، القضية ٢٠٢٥.

ومن أعماله المترجمة المطبوعة والمخطوطة: الدرس/ أوجين يونسكو، خرافات لافونتان في قصص الحيوان (نظم)، أطفال العالم (قصص ترجمت عن دار ناتان)، خليج فاس عام ١٨٨٨ (بحث وثائقي)(١).

عبدالرحمن عمر باعمر (۱۳۶۶ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

عبدالرحمن بن عمر البكري (۱۳۱۹ - ۱۶۰۱ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۸۹م) عالم إباضي مشارك.



ولد في العطف بالجزائر، نسبته إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. درس في الجزائر العاصمة، ثم في تونس، حيث كان على اتصال بطلائع الحزب الحرّ الدستوري، عاد قاضيًا في مدينته، لكن المحتلّ الفرنسي العلماء المسلمين، ساعد أبا اليقظان العلماء المسلمين، ساعد أبا اليقظان إبراهيم في نضاله الصحفي، عضو بارز في إبراهيم في نضاله الصحفي، عضو بارز في العمل السياسي والتنظيمي، عضو المجلس العمل السياسي والتنظيمي، عضو المجلس العمل السياسي والتنظيمي، عضو المجلس هميّ الإسلامي الأعلى، رئيس مجلس «عمّي العمل الشيام ندوة أسبوعية يوم الأربعاء حتى آخر حياته. مات مساء الاثنين ٣ جمادى الأولى، ١٣ جانفي (يناير).

من كتبه المطبوعة: النيل/ ضياء الدين الثميني (تحقيق، ٣ج)، قواعد الإسلام/ إسماعيل الجيطالي (تحقيق، ٢ج)، فتاوى البكرى (٢ج)، وصية البكري.

وله (٤٩) كتابًا مخطوطًا ذكرت في فهرست بخطِّ يده بعنوان «ذكر تراثي الأدبي» الذي طبع أيضًا، وهي مذكورة في المصدر أدناه، وفي (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

**عبدالرح**من عمر شقیر (۱۳۳۱ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۱۷ - ۲۰۰۵م) طبیب وشاعر حزبی.



ولد في دمشق، تخرَّج في كلية الطب بالجامعة السورية، وافتتح عيادة له في عمَّان، وفي منطقة الأغوار، وأصدر جريدة «الجبهة» الأسبوعية، وتوقفت عام ١٣٧٧هـ (١٩٥٧م)، وانتخب نائبًا عن دائرة عمّان، وكان رئيسًا للجبهة الوطنية الأردنية، اشتراكيًّ الفكر، بل شيوعيًا، أول من ترأس جبهة وطنية ضمت شيوعين وقوميين. مات في عمَّان.

له ذكريات مطبوعة بعنوان: من قاسيون إلى ربَّة عمُّون.

وديوانا شعر مطبوعان كذلك: حقائق وأهداف من خمائل الشعر، نفحات عطر من شعر ونثر<sup>(۱)</sup>.

عبدالرحمن عمر الماحي (۰۰۰ - ۳۰۱۳ ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م) عالم تربوي إسلامي.



من تشاد. حاز شهادة الماجستير من جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية، موقع المعرفة (٢٣١ه).

(٢) معجم أعلام الإباضية ٢٤٩/٢. وصورته من موقع:

أشعة من الفكر الإباضي (وفيه أنه البكلي، المعروف

بالجزائر، والدكتوراه من قسم التاريخ بكلية الآداب في جامعة عين شمس بالقاهرة، ثم كان أستاذ التاريخ والحضارة في المغرب عشر سنوات، وتولَّى مناصب في تشاد إلى أن أصبح مدير جامعة الملك فيصل الإسلامية بالعاصمة التشادية، وهي جامعة عربية إسلامية أنشئت لتعزيز مكانة اللغة العربية، ولها دور ريادي في إفريقيا لتخريج الدعاة والعلماء. توفي ليلة الثلاثاء، ٩ محرم، الدعاة والعلماء. توفي ليلة الثلاثاء، ٩ محرم،

طبع له من الكتب: المجتمع التشادي في عهد الاحتلال الفرنسي ١٩٦٠. ١٩١٨م اضله رسالة دكتوراه)، تشاد من الاستعمار حتى الاستقلال. ورسالته في الماجستير: الدعوة الإسلامية في إفريقيا: الواقع والمستقبل. وله كتب أحرى(١).

عبدالرحمن عنان (۱۰۰۰ - ۱۶۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن عوض = عبدالرحمن محمد عوض

عبدالرحمن العوني بن أبي شعيب الدكالي (١٣٢١ - ١٣٩٦هـ = ١٩٠٣ - ١٩٧٦م) عالم.



(١) لقاء معه نشر في المجلة العربية ع ٢٤١ (صفر ١٤١٨) هـ) ص٩٧، وآخر نشر في مجلة الحرس الوطني (السعودية)، ع ٢٦١، (محرم ١٤٢٥هـ) ص ٧٦، صحيفة (المصريون) ٢٠١٢/١/١٨م.

من الرحامنة الوسطى، واستقرَّ بمراكش. تعلَّم وحفظ المتون، وتوسَّع في دراسة النحو والفقه والفرائض. تولى القضاء بقبيلة الرحامنة، ثم في مراكش، وانخرط في سلك التدريس بجامع ابن يوسف في مراكش، وكان عضوًا برابطة علماء المغرب، وبأكاديمية المملكة المغربية، وأسهم في إحياء مدارس قرآنية، وأفتى. مات يوم ١٢ ربيع الأول، ١٤ آذار (مارس).

ترك مجموعة من الفتاوى الشرعية أسماها: الفتاوى الشرعية على النوازل القضائية بالإيالة المغربية (٢).

عبدالرحمن عويس = عبدالرحمن محمد عويس

عبدالرحمن العيسوي = عبدالرحمن محمد العيسوي

عبدالرحمن فاخوري (۰۰۰ - نحو ۱٤٠٠ه؟ = ۰۰۰ - نحو ۱۹۸۰م؟) داعية محقق.

من جسر الشغور بسورية، ودرَّس التربية الإسلامية فيها، وكان فصيحًا صريحًا وجريئًا، منفتحًا على الطلاب، يجاوب على أسئلتهم دون خوف، في وقت غدا العلماء قلة من بطش الدولة، وجرَّ عليه هذا اعتقاله مرات، وتأخر تعيينه مدرسًا لأجل ذلك، وعمل في مؤسسة خيرية أهلية، وامتحنت زوجته معه في أول شهور اعتقاله على الرغم من مرضها بالقلب، وعُدِّب أمامها مرات عدة، وقُدِّب أمامها مرات عدة،

عُرف عنه اشتغاله بالحديث، من ذلك تحقيقه كتابين: الكبائر للذهبي، مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي (٣).

(٢) معلمة المغرب ٢٠/٥٦، علماء حامعة ابن يوسف ص ١٩٩، من أعلام الفتوى بمراكش ص ٤٧. (٣) مما كتبه يحيي بشير حاج يحيي في موقع رابطة أدباء الشام



خطاط حماة الشهير، أستاذ الخط فيها. له خطوط كثيرة زين بما مساجد حماة، وخطً على أغلفة الكتب. مات بعد أن أصيب بالشلل، قبل أحداث



عبدالرحمن فاخوري (خطه)

عبدالرحمن الفاسي الفهري (۱۳۳۷ - ۱۶۲۸ه = ۱۹۱۸ - ۲۰۰۱م) دبلوماسي باحث.



من مواليد فاس. حصل على العالمية في الأدب العربي من جامعة القرويين. عمل

(شوال ۲۳۱هـ).

 (٤) سنة الوفاة تقريبية، أفادين بالترجمة عبدالناصر بشعان البدراني. وخطه من موقع فن الإبداع.

قاضيًا بالمحكمة العليا في الرباط، ومستشارًا بالمحلس الأعلى للقضاء، كما عمل في السلك الدبلوماسي، فكان سفيرًا في الأردن والسودان والعراق. وتولى إدارة الخزانة العامة بالرباط، وكان عضو في الأكاديمية المغربية. له أعمال في النقد الأدبي والأبحاث التاريخية والسياسية. توفي يوم الأربعاء ١٢ جمادى الآخرة، ٣٦ أغسطس.

من مؤلفاته التي وقفت على عناوينها (المطبوع منها): خطة الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين، قصص وصور، منتخبات من نوادر المخطوطات، البطشة الكبرى بين ابن زيدون وابن عمّار، عمي بوشناق (۱).

عبدالرحمن أبو فتح الشتوكي (نحو ۱۳۴۰ - ۱۴۳۳ه = نحو ۱۹۲۱ - ۲۰۱۲م) عالم محدِّث.



من سكان الجديدة بالمغرب. عالم بالفقه المالكي، والحديث النبوي. شرح صحيح البخاري بسنده على طريقة أهل الحديث، وكان مقصودًا من طلبة العلم والعلماء، رحل إليه عدد كبير منهم من أنحاء الشرق والغرب، وقيل فيه: (خاتمة المحدِّثين بدكالة). أوقف مكتبته البالغة أكثر من بدكالة). أوقف مكتبته البالغة أكثر من (۱) من روائع الأدب المغري ص١٤، دليل أكاديمية المملكة (۱) من روائع الأدب المغري ص١٤، دليل أكاديمية المملكة

التابعة للمجلس العلمي بالجديدة. توفي يوم الأربعاء ٢٢ ذي الحجة، ٧ تشرين الثاني (نوفمبر) (٢).

عبدالرحمن فكري حسن (۱۳۵۱ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۰۵م) عالم فيزياء نووية.



ولد في القاهرة. حصل على الدكتوراه في فيزياء الطاقة العالية من جامعة بريستول بإنجلترا. أستاذ الفيزياء النووية والطاقة العالية بقسم الفيزيقيا في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وفي كلية العلوم بجامعة الكويت، وفي جامعة أم القرى بمكة المكرمة. شارك في أبحاث علمية مع جامعات لندن وبركلي والمركز الأوروبي للبحوث النووي. مات يوم السبت ٢٥ جمادى الأولى، ٢ يونيو.

له مؤلفات عدة في فروع الفيزياء المختلفة، أهمها كتب في: فيزياء الموجات والذبذبات، الفيزياء النووية، الديناميكا الحرارية.

ومن عناوين مؤلفاته التي وقفت عليها: ميكانيكا الكم (مع محمد عبدالهادي العدوي)، النظرية النسبية (مع السابق)<sup>(۱)</sup>.

عبدالرحمن فهمي (۲۰۰۰ – ۲۰۰۳ه؟ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م) أديب ومحرر صحفى.

(٣) وترجمته من الكتاب الأول.

من مصر. رئيس تحرير مجلة (القاهرة).



عبدالرحمن فهمي رأس تحرير مجلة (القاهرة)

من كتبه: الكورة والسياسة: قصص رياضية سياسية، تاريخ حياة صنم، دموع رجل تافه، رحيل شيخ طريقة، سوزي والذكريات، في سبيل الحرية: قصة بدأها السيد جمال عبدالناصر، مذكرات كلاي الخاصة، نورما الغانية: فضيحة الجنس في بريطانيا (ترجمة)، ديانا: قصة أشهر وأجمل وأغنى إرهابية في العالم.

وله العديد من المسرحيات، منها: مصرع كليب، محاكمة مطرب نشاز<sup>(1)</sup>.

عبدالرحمن القادري (۱۳۵۲ – ۱۶۱۳ه = ۱۹۳۳ – ۱۹۹۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن قاسم المعاودة = عبدالرحمن جاسم...

عبدالرحمن قطب جعفر (۰۰۰ – بعد ۱٤۱۲ه = ۰۰۰ – بعد ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن القلهود (۱۳۲۹ - ۱۶۱۷ه؟ = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۷م) مفتي ليبيا في العهد الملكي.

<sup>(</sup>۲) الجديدة برس ۲۰۱۲/۱۱/۷م، موقع إسلام مغربي ١٨٤/٢٠١٢م.

<sup>(</sup>٤) معجم الروائيين العرب ص٢٥٦.



من طرابلس الغرب. تلقّى العلم عن الشيخ عبدالرحمن البوصيري، وعلى الغرياني، وأبي بكر بن لطيف، وغيرهم. وأصبح فقيهًا واسع العلم، أمَّ وخطب في جامع أحمد باشا القرمالي، وتولَّى مشيخة معهد (أحمد باشا) الديني. درَّس الجوهر المكنون في البلاغة، ورسالة الدردير في البيان، والسمرقندية كذلك، وقطر الندى في النحو. وكان عضوًا في الجلس الاستشاري للملك، وعضواً في الجبهة الوطنية المتحدة التي تألفت مع هيئة تحرير ليبيا بزعامة بشير السعداوي وتكون المؤتمر الوطني العام. وكان برلمانيًا، ووزيرًا للعدل في عدة حكومات، ووزير دولة، ووزيرًا للمعارف. وتولَّى إفتاء الديار الليبية عام ١٣٨٤هـ، أواخر عام ١٩٦٤م. وكان عضوًا دائماً بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر، وشارك في مؤتمرات إسلامية. قُدِّم فيه بحث أو رسالة علمية بعنوان: الشيخ عبدالرحمن القلهود ومنهجه في الفتوى/ نجلاء أحمد المقطوف. وله: التلفيق بين أقوال المذاهب، الهدي

وله: التلفيق بين أقوال المذاهب، الهدي وطرق انتفاع الفقراء بلحمه في الحج والعمرة في السعودية. وله بحوث في الربا(١١).

#### عبدالرحمن أبو قوس = عبدالرحمن بن عبدالرحمن أبو قوس

(۱) الجواهر الإكليلية ص ٤١٠، موقع محمد عمر السوسي للعلوم والثقافات (ومنه وفاته، بينما وردت في مصدر ١٣٩٦هـ، ١٩٧٦م).

#### عبدالرحمن كاكي (١٣٥١ - ١٤١٥ه = ١٩٣٢ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن الكيالي = عبدالرحمن رباح الكيالي

**عبدالرحمن ماضوي** (۱۳۶۶ – ۱۳۳۶ه = ۱۹۲۰ – ۲۰۱۳م) کاتب مسرحی ناشر.



ولد في العلمة (سطيف) بالجزائر. عمل ناشرًا في الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، وأسَّس فيما بعد مجلة (امقيدش) أولى المجلات المختصة بالشريط المرسوم في الجزائر، وتوقفت عام ١٣٩٨هـ (١٩٧٨م)، وقد أسهمت في إبراز مواهب للشباب. ولذلك قيل إنه رائد الشريط المرسوم. توفي بالعاصمة يوم السبت ١٢ جمادى الأولى، العاصمة يوم السبت ١٢ جمادى الأولى،

طُبع له: يوغورطه: مأساة في خمسة فصول، خضرة الدِّمَن أو الليلة الثانية والألف (قصة) (٢).

عبدالرحمن المجددي = عبدالرحيم المجددي

عبدالرحمن بن محفوظ مِشْقاص (۰۰۰ - ۱۹۸۸هم)

قارئ ومدرِّس شرعي مغترب.

(٢) موقع الإذاعة الجزائرية ٢٠١٣/٣/٢٤م.

على ما يعادل شهادة الماجستير، وتولى الخطابة في المسجد الأميري بحيدر آباد الدكن، إلى جانب التدريس في الجامعة النظامية، وعُيِّن شيخًا للقراءات والتجويد فيها، إضافة إلى توليه مسؤولية نائب شيخ الحديث. وحدم في هذه الجامعة نحو (٢٢) عامًا، واستفاد منه طلبة العلم أثناءها وبعدها. وكان كريم السجايا، قليل الكلام والمنام. توفي يوم الأحد ١١ ربيع الأول، والمنام. توفي يوم الأحد ١١ ربيع الأول،

من مواليد الهند، من أب حضرمي. حصل

عبدالرحمن بن محمد الأزمي (۱۳۲۶ - ۱۶۰۲ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۸۱م) فقيه مالكي.



من قرية البيين بقبيلة الحوز في المغرب. درس على علماء فاس وتطوان، منهم عبدالسلام بن عجيبة، وأحمد الزواقي، وعلال الفاسي. عمل في التدريس والعدالة والإفتاء والقضاء، ومات بتطوان يوم السبت ٢٢ صفر، ١٨ دسمم.

من مؤلفاته: النفحات العنبرية في حكمة المحذوف من المصاحف العثمانية، المنهل الصافي على الحافي في علمي العروض والقوافي، تقييد في بيع الجزاف<sup>(1)</sup>.

(٣) موسوعة الألقاب اليمنية ٦/٠٤٦.

(٤) مظاهر الشرف والعزة ص١٦٥. والصورة من معجم
 الناطعين.

عبدالرحمن بن محمد الباقر الكتاني (۱۳٤٣ - ۱٤٠١ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۸۰م) عالم مشارك.



من فاس. نشأ في الرباط، ودرس على علمائها وعلماء سلا وفاس، من مشايخه أبو الهدى محمد الباقر الكتابي، وعمُّه محمد المهدي، وأبو شعيب الدكالي، ونال إجازات في الرواية وأهلية التدريس، وتصدّر في مختلف مساجد سلا والرباط، مثل الجامع الأعظم وغيره، نحو (٣٥) عامًا، واستفاد منه كثيرون. وكان علامة في التفسير، متبحرًا في الفقه، متضلعًا من علم الأصول، غائصًا في علوم اللغة، من أعلام التصوف، مطلعًا على العلوم الحديثة، لا يردُّ سائلًا، همته في خدمة الناس وتعليمهم، وكان صاحب مجالس مع كبار العلماء، مع تبجيل وإكبار للإمام حسن البنا وجماعته، لطيفًا حسن العشرة. دعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وأسَّس عدة جمعيات، وشارك في تأسيس غيرها، مثل جمعية علماء الإصلاح والإرشاد، ورابطة علماء المغرب، وجمعية الدفاع عن القرآن. وكان جريمًا في قول الحق، مدافعًا عن قضايا المسلمين. توفي مبطونًا يوم الاثنين ٢٣ محرم.

له مقالات كثيرة، علمية ودعوية واجتماعية وسياسية، وعدة كتب مخطوطة في الفقه والإنتاء (١).

عبدالرحمن بن محمد البشير شيبان (١٣٣٦ - ١٤٣٧ه = ١٩١٨ - ١٩٣٦م) رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.



ولادته في قرية الشرفة بدائرة مشدَّالة في ولاية البويرة بالجزائر. أكمل دراسته في مدرسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على يد الشيخ عبدالحميد بن باديس، وفي الزاوية السحنونية بالزواوة، ثم مضى إلى الجامعة الزيتونية بتونس لينال منها شهادة التحصيل في العلوم، وترأس هناك جمعية الطلبة الجزائريين وأجيز من علماء. وبعد تخرُّجه عيَّنه رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين محمد البشير الإبراهيمي أستاذًا للبلاغة والأدب العربي بمعهد الإمام عبدالحميد بن باديس بقسنطينة عام ١٣٦٨ه. وصُنِّف من أساتذة الطبقة الأولى بالمعهد. وكان عضوًا عاملًا في جمعية العلماء، وفي لجنة التعليم العليا بها، ومحررًا في جرائد عدة، منها: النجاح، والمنار، والشعلة. ومن الكتاب الدائمين في جريدة (البصائر) لسان حال جمعية العلماء. وقد التحق بالثورة الجزائرية، فكان عضوًا في لجنة الإعلام بها، وشارك في تحرير جريدة (المقاومة الجزائرية) التابعة للجبهة وجيش التحرير الوطني، كما عيّن رئيسًا لتحرير مجلة (الشباب الجزائري). وبعد الاستقلال جمع محموعة من علماء الجمعية ونبَّه إلى ضرورة الوقوف ضد تغريب الجزائر ومحاولة إبعادها عن الدين. وقد انتخب عضوًا في الجلس الوطني التأسيسي فجر الاستقلال، وكان من أعضاء اللجنة المكلفة بوضع الدستور،

وساهم مساهمة إيجابية مع مجموعة من النواب من أهل العلم والجهاد في جعل الإسلام دين الدولة، والعربية اللغة الوطنية الرسمية. وعيِّن مفتشًا عامًا للغة العربية والأدب والتربية الإسلامية في مؤسّسات التعليم الثانوي. وكان نائبًا للشيخ محمد البشير الإبراهيمي في رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بإدراج المعلمين في المدارس الحرة في التعليم الرسمي، ثم تولى رئاسة اللجنة الوطنية المكلفة بالبحث التربوي التطبيقي والتأليف المدرسي للإعدادية والثانوية، وأشرف على تأليف (٢٠) كتابًا مدرسيًا. وشارك في ندوات في التربية والتعليم، وكان مسعاه الدؤوب وراء قرار اليونسكو اعتماد اللغة العربية اللغة الرسمية الخامسة لها، وطبق هذا عام ١٣٨٨ه. وكان عضوًا في الجلس الإسلامي الأعلى، ووزيرًا للشؤون الدينية (١٤٠٠ - ١٤٠٠)، ومن المؤسِّسين لجمع الفقه الإسلامي الدولي، وساهم في تأسيس معهد أصول الدين بالعاصمة، وبذل جهدًا لافتتاح جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية، وطبع آثار الشيخ ابن باديس، وشجع على قراءة صحيح الإمام البخاري رواية ودراية في أرجاء الجزائر. وبعد التقاعد ساهم في تجديد نشاط جمعية العلماء المسلمين منذ عام ١٤١١هـ، وتولى رئاستها، ورئاسة جريدتما الأسبوعية (البصائر) منذ سنة ٩ ١٤ ١هـ، وأعاد ونشر تراث الجمعية، المتمثل في جرائدها: الشريعة، السنة، الصراط، الشهاب، البصائر. وأسس وأشرف على شُعب جمعية العلماء في مختلف الولايات، وداوم على إلقاء الدروس الدينية في المساجد والمراكز الثقافية في العاصمة وغيرها. واعتبر من رجال الحكم الذين تكلفوا بحماية القيم الإسلامية في الجزائر، واتضح ذلك من تصديه لأدونيس (الحداثي العلماني الصليب)، ولحملات التنصير، ولدعاة إلغاء حكم الإعدام، ومناهضي

(۱) ترجمة شيخنا العلامة أبي شعيب الدكالي ص١٤٢، معلمة المغرب ٢٠/٥٧٥٠.

قانون الأسرة. وتوفي فجر يوم الجمعة ١٢ رمضان، ۱۲ آب (أغسطس)(۱).



عبدالرحمن شيبان رأس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين



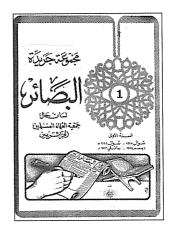

عبدالرحمن شيبان رأس تحرير (البصائر) وأعاد طباعة الأعداد السابقة منها

(١) مما كتبه نوار جدواني في موقع جريدة البصائر (السيرة الذاتية للشيخ عبدالرحمن شيبان) بتاريخ ١٥ شوال ١٤٢٨ه، والجريدة نفسها ع٥٦١ (١٥ - ٢١ رمضان ١٤٣٢هـ) عدد خاص به. ، العربية نت ١٤٣٢/٩/١٢ه،

عبدالرحمن بن محمد البنان (.071 - 77312 = 7781 - 11.79) داعية مجاهد.



من مواليد مدينة القاهرة. التحق بمدرسة القبة الثانوية. وتعرّف على دعوة الإخوان المسلمين في إحدى الرحلات التي كانت تخرج لجبل المقطم. شارك مع إخوانه الجاهدين ضد الصهاينة أثناء حرب فلسطين ١٩٤٨م في كل العمليات التي قام بما الإخوان المسلمون، واعتقل معهم في سجن الطور على الرغم من كونه طالبًا في الثانوية، ثم تصدّى معهم ضد العدو المحتلّ البريطاني، وهو الذي دمَّر القطار الحربي الذي تحرَّك من بورسعيد إلى السويس، وكان طالبًا للشهادة، ولكنه نحا وعاد إلى إخوانه. ثم اعتُقل عشر سنوات اعتبارًا من عام ۱۳۷٤ه (۱۹٥٤م)، وما كاد يخرج حتى اعتُقل مرة أخرى، وبقى في السجن ما يقرب من ثلاث سنوات، وبمساعدة صديق له سافر إلى الكويت، ومنها إلى لبنان ليتمَّ دراسته بكلية الآداب، وعاد ليستقرَّ ببلده عام ١٤٠٥ه، ولكنه ابتُلي بضياع أمواله في شركات الريان التي ضيَّعتها الحكومة ضربًا للاقتصاد الإسلامي، ولم يجزع، وفتح حضانة في عمارته كانت منارة إسلامية، وفقد نطقه قبل وفاته بسنوات. وتوفي يوم الأحد ١٧ ربيع الأول، ٢٠ فبراير.

كتب مذكراته ولكنه لم ينشرها مدة، ولم يوضح ما قام به، وكان يمتعض إذا ذُكر

ما قام به من جهاد ودعوة، وما عاني من سجن وعذاب وقهر وغربة، ولكنه شرح دور إخوانه فقط. ثم نُشرت بإعداد ابتسام صالح وعبده دسوقی<sup>(۲)</sup>.

عبدالرحمن بن محمد توفيق الباني (0771 - 7731a = V191 - 11.75)تربوي إسلامي إصلاحي.





عبدالرحمن البانى شابًا وشيخًا

ولد في دمشق. ابتعث إلى مصر للدراسة في كلية أصول الدين بالأزهر، فعاد بأربع شهادات: العالية من الكلية المذكورة، والعالمية مع الإجازة في الدعوة والإرشاد، وإحازة في الفلسفة من كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول، وإجازة التدريس من المعهد العالي للمعلمين، واعتقل مع الإحوان المسلمين هناك عامًا كاملًا. وقد شارك في العمل الإسلامي مع الإمام حسن البنا، وسُرَّ به كثيرًا، ووضع بتكليف منه منهجًا لمعهد إعداد الدعاة، الذي

(٢) مما كتبه عبده مصطفى دسوقى في موقع ويكيبيديا الإخوان المسلمون (إثر وفاته).

لم يكتب له القيام. عاد ليدرِّس في دار المعلمين بدمشق، ودار المعلمات، وكليتي الشريعة والتربية. ثم عيِّن مفتشًا اختصاصيًا لمادة التربية الإسلامية، ومشرفًا على وضع مناهجها. وتعرَّف على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وتأثر به كثيرًا، ثم إنه ألقى خطبة تحدث فيها عن فساد التعليم في ظلِّ حزب البعث، فاعتُقل (٧٩) يومًا، ومُنع من التدريس. وقد تواصل مع كبار الدعاة والعلماء في نشر الدعوة، مثل محمد أمين المصري، ومصطفى السباعي، وعصام العطار. وفي نحو عام ١٣٨٤هـ انتقل إلى الرياض، فعمل في وزارة المعارف، وشارك في تأسيس المعهد العالى للقضاء ووضع مناهجه، وفي وضع سياسة التعليم بالمملكة، وكان عضوًا خبيرًا في اللجنة الفرعية لسياسة التعليم، وذكر أنها وضعت وفق الشريعة الإسلامية. كما أسهم في تأسيس مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ودرَّس في كلية الشريعة وغيرها بجامعة الإمام، وقد تعرَّفت عليه أثناءها، والتقينا، بعده، فكان يسأل عنى وعن مشاريعي العلمية، وإذا التقاني تحدَّث إلى بلطف وهدوء وأدب، وكأنني المعلم وهو التلميذ! وكان هاديًّا ومتواضعًا جدًا، ومطَّلِعًا. وبلغ تدريسه الجامعي نحو (٣٠) عامًا، أشرف فيها على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه. وكان أول من وجّه طلاب الدراسات العليا إلى دراسة الفكر التربوي عند أعلام المسلمين، كما أسهم في تأسيس مدارس منارات الرياض الأهلية، وهي نموذجية رفيعة المستوى. وكان عضوًا في لجنة المراجعة النهائية للموسوعة العربية العالمية، وفي لجان جائزة الملك فيصل العالمية، وقضى ثماني سنوات مستشارًا لوزير المعارف، وشارك في مؤتمرات علمية وإسلامية، وكان ذا همّة عالية، متواصلًا مع كبار العلماء والمفكرين والأدباء، وأثنى عليه خيرًا أستاذه الشيخ على الطنطاوي، وقال:

«ما رأيت في شباب الإسلام من يفضله في حسن سيرته، واتباعه أمر الشرع ونهيه»، كما وصفه بأنه «من شيوخ التعليم ومن العلماء». كما أثنى عليه الداعية القيادي عصام العطار، وقال: «لا أعرف أحدًا أفضل منه، عبدالرحمن البابي رجل نادر المثال، ولكنه من الناس المتواضعين، هناك ناس جواهر لا يكاد يعرفهم إلا القلّة، وهناك ناس لا يساوون شيئًا تحدهم مالئين الدنيا وشاغلين الناس». وكان صاحب آراء إصلاحية رائعة وعميقة في قضايا التربية الإسلامية، ومن علماء العربية، يلتزم الفصحى في حديثه، وذو خطّ جميل، وكان قارئًا نهمًا واسع الاطلاع، ومكتبته من أكبر المكتبات الخاصة، وتحتوي على نوادر البحوث والدراسات، قضى أكثر من (٧٠) عامًا في ميادين التربية، متعلمًا، ومعلمًا، وموجهًا، ومشرفًا، ومنظِّرًا، وخبيرًا، ومستشارًا. وفي الأسابيع الأخيرة من وفاته كان يسرد ذكرياته، وقد سجلت في أشرطة عديدة، أو ربما كتب بعضها. توفي في الرياض فجر يوم الخميس ٩ جمادي الآخرة، ١٢ أيار (مايو)، بعد مرض لازمه شهرين، وكان آخر عمل له توقيعه البيان الصادر عن رابطة العلماء السوريين بشأن الأحداث القائمة في سوريا، أعنى الثورة الشعبية على حكم بشار الأسد، وترك مكتبة ضخمة له تعليقات على كثير من الكتب فيها.

بسم الله الرحم الرحم هديته الى الأستاذ أين ذو الغنى هديته الى اللّه في الله الدُستاذ أين ذو الغنى منظر الله ونفع بعلمه وفضله أمة الدِسلم وأهل لفتر القرآم مك الدين للة المُمم لا شعبار وتعاليم

عبدالرحمن بن محمد توفيق الباني (خطه وتوقيعه)

وأصدر تلميذه أيمن ذو الغنى كتابًا في سيرته غنيًا بالمعلومات والوثائق، عنوانه: صفحات

من سيرة العلامة المربي عبدالرحمن الباني، ١٤٣٤هـ، ١٨٩ص.

ولم يهتمَّ بالتأليف، وإنماكان حلُّ اهتمامه بوضع المناهج والخطط التربوية، والعمل في ميادين الإصلاح والتربية الفاعلة.

له مقالات، وأهم كتبه وبحوثه: مدخل إلى التربية في ضوء الإسلام، الفلم القرآني، ابن خلدون والأدب، الدين والتربية وأسس التربية الدينية، فكرة وحدة الوجود عند ابن عربي، فنّ التراجم وحاجة الأمة إليه، ووضع المقررات الدراسية للتربية الإسلامية لحميع الصفوف الاثني عشر في مراحلها الثلاث، وبلغ مجموع صفحاتها (٢٠٠٠ص)، وقد كرّست سنوات(۱).

عبدالرحمن بن محمد الجيلالي (١٣٢٦ - ١٤٣١ه = ١٩٠٨ - ٢٠١٠م) باحث ومؤرخ إسلامي.



ولد في مدينة الجزائر، درس على شيوخ في المساجد والزوايا، وممن تتلمذ عليهم المولود الزريبي، محمد بن أبي شنب، وتعمق في القرآن والحديث والأدب والتاريخ والفقه، ثم درس في مدرسة الشبيبة الإسلامية، ومدرسة الإحساس، والهداية، وفي عدة مساجد بالعاصمة، وألقى أحاديث في الإذاعة، واهتم بالتاريخ والمعالم الإسلامية والمجتمع الحلى، إضافة إلى حبرته في الموشحات

(۱) من أوراق شامية فيها ترجمته قدَّمها للتتمة الأستاذ أيمن ذو الغنى، وضمَّنها كتابه الصادر فيه، وله ترجمة في معجم المؤلفين السوريين ص٥٦، وموسوعة الأسر الدمشقية ٩٣٦/١. ويتصل نسبه بالإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما، ونسبته إلى (قضيب البان الموصلي).

الدينية، واتصل بجمعية العلماء المسلمين، وبالنشاط المسرحي، وكانت له برامج في الإذاعة منذ عام ١٣٥٩هـ، وكان عضوًا في لجنة الفتوى بالمجلس الإسلامي الأعلى غداة الاستقلال، وأنشأ ونظم نظارات الشؤون الدينية بمختلف الولايات، كما وكان عضوًا فعالًا في الديوان الوطني لحقوق وكان عضوًا فعالًا في الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وساهم بقلمه في الصحف والمحلات بالجزائر، منها مجلة (الشهاب). توفي صبيحة يوم الجمعة ٦ ذي الحجة، توفي صبيحة يوم الجمعة ٦ ذي الحجة،

ومما طبع له: تاريخ الجزائر العام (صدرت طبعته الثامنة في خمسة أجزاء)، تاريخ المدن الثلاث: الجزائر العلامة الدكتور ابن أبي خاص في ذكرى العلامة الدكتور ابن أبي شنب، كتاب حول العملة الجزائرية في عهد الأمير عبدالقادر، ابن خلدون في الجزائر. ومما تركه من مخطوط: فن التصوير والرسم عبر العصور الإسلامية، المستشرقون الفرنسيون والحضارة الإسلامية، فنون الطلاسم وسواها(۱).

عبدالرحمن محمد الخيِّر (۱۳۲۲ - ۱٤٠٦ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۸۱م) أبرز علماء النصيرية.



انتقل من القرداحة إلى دمشق سنة ١٣٧٧هـ. وكان أديبًا، له مكانة عند

(۱) مما كتبه حسن حليفة مدير موقع ضفاف الإبداع (ذو الحجة ١٤٣١هـ)، نقلًا من (سوف: أوراق ثقافية)، وما كتبته كهينة حارش في (الجمهورية) ١١ نوفم. ٢٠١٠م.

طائفته. كتب وبحث وألف مدافعًا عن المذهب الجعفري العلوي (أي النصيري)، وأسَّس جمعية اللاطائفية الإصلاحية لمحاربة التعصب؟ مات في دمشق إثر نوبة قلبية في 11 شوال، ١٨ حزيران.

من كتبه: رسالة تبحث في مسائل مهمة حول المذهب الجعفري (العلوي): الرد على الدكتور شاكر مصطفى، الصلاة والصيام وفن المذهب الجعفري، العقد النظيم من مدائح وتأبين ومراثي الولي المغفور له الشيخ صالح ناصر الحكيم، عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين (العلويين)، من نداء الإيمان: مجموعة من الأحاديث الدينية أذيعت من إذاعة دمشق، مناسك الحج على المذاهب الخمسة، موقف الإسلام من الإجهاض والتعقيم، نقد وتقريظ كتاب تاريخ العلويين. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۲).

عبدالرحمن محمد خير جبير (۱۳۳۳ - ۱۶۰۱ه = ۱۹۱۶ - ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن محمد الدروي (۱۳۲۱ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۰۳ - ۱۹۹۱م) قرئ.



من قرية دروة في مركز أشمون بالمنوفية في مصر. حفظ القرآن الكريم وهو في التاسعة

(۲) من أعلام الفكر العربي والعالمي ص١١٣، تاريخ علماء
 دمشق ٩٠٠٤، يحدثونك عن أنفسهم ١٠٩/١، معجم
 المؤلفين المعاصرين ٢٢٩/١.

من عمره، والتحق بالأزهر، سطع نجمه في قراءة القرآن، ودخل الإذاعة منذ عام ١٣٦١هـ، وصار من أشهر المقرئين في بلده. طلبته السعودية عام ١٣٦٨هـ ليفتتح بصوته أول إذاعة بما، فسجّل فيها أربع ساعات (أثناء حجه)، كما سجّلت له إذاعة لندن بصوته قراءات له، وقد أصيب بمرض في حباله الصوتية، فانقطع عن القراءة. وكان قد سجّل في الأردن (١٦) تسجيلًا، وقرأ في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي. ومات في ١٦ جمادى الآخرة، كاياير (١٦).

عبدالرحمن بن محمد الدوسري (۱۳۳۲ - ۱۳۹۹ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۷۹م) عالم وداعية حصيف.



ولد في البحرين، وسافر مع والده إلى الكويت وهو صغير، فأدخله المدرسة المباركية، وتعرف فيها على كبار الأساتذة الذين كانوا علماء، منهم المؤرخ الشهير عبدالعزيز الرشيد، والشيخ محمد أحمد النوري الموصلي، والشيخ يوسف بن عيسى القناعي، ويقال إنه حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب في أقل من شهر! وكان شديد الذكاء. وبعد تخرجه من المدرسة لازم العلماء وطلبة العلم، واتصل بالأدباء والمؤرخين والكتاب، وكان يحب البحث في العلوم، وأخذ عنهم، وصار له نشاط في الدعوة إلى البحرين، فاجتمع بعلمائها وأخذ عنهم، وصار له نشاط في الدعوة إلى

النفاق: آثاره ومفاهيمه، الأجوبة المفيدة

لمهمات العقيدة، تفسير آية الكرسي،

الآثار، يهود الأمس: سلف سيء لخلف

عبدالرحمن بن محمد زين العابدين

الكردي (1771 - 11312 = 1.91 - . 9919)

أسوأ، اليهودية والماسونية(١).

مفنّ رياضي هاو.

[ AL DOSÁRI ] P. O. BOX (

رقیاً (الزوسری) صندوق البريد ( ١٦٠٠ ) الريا مهر) عبد الرحمق محمد الدوسرى ارما لمر) کویت ص ب ۱۲۱

Abdul Rahman Muhamed Al Dosari

间周间

ithour ex

مغيز مام النفيلة الشيخ عبالسريزي عياد بن باكر الممتك لم مجد مسيعيم وجهة امد دوقات سكيانا من صحته الألتي سروره أمن منهم الفتل نمير ودن به المباحد والانتخبي على ففيلتكم مسيعيم وجهة امد دوقات طلاحاتة وخيش الكراحة بداه حارجا والعياد بالعد استجنابة ولياب شاري الاخترار التنتيبة ما جرى على العيالين وللاخيا من اللفت والمواتة وخيش الكراحة بداه حارجا والعياد بالنبية المبادرة المبادرة المبادرة ما جرن على صوب مدوس مرسب ولاها مد وحدى الهرامة بساهدادها والعياد بالله استهجابه لطلب شار من الاشوار التعتري ما جرن على صوب مدوس مدوس منظنون أدامالن بسيدة عن قراه وملادهم ولكن يشدا لدون سيالاشراد معطلبوا المارس باسماء ستعارة حكورة إدباسياه منهم منظنون أدامالن بسيدة عن قراه وملاطم متعدد الصالحين ودعا يحص ارضاء ولفرخ باسماء ستعارة من الواجد تعليم الكديم بحثيثة الامراء هي بعملها هذا خسرت مودة الصالحين ودعا يحص ارضاء ولفرخ لهدوليسعد وفيها من الواجد الدابل بسيدن لزول ولشاؤ ما الدولا ستنفذ المسلدن ودر ادبي المارس بهدو ليسعدا نها من مراجب مه بالمسعدة المدار اوعي بعلها هذا خسرت مودة الصلفين ودعا عصر الرضا والفح بهدو ليسعدا نها مس مرابط بيان الأولا وهياذ بالا طليعة المسلمون في سيان كالمستحد المسلمون في سيان يمكم بالنصرح وشراد الذن لا مضرت مها للمعمد وإيداً بيا الماللونقين ما ملكا تسرعون لادلاء ولوكم أن هذا للحام شفاها لعلى للعيمسل الشراد الذن لا من عند المسلم المدارة المدارة المدارة المسلم المسل م مساعيم البرد مسى من الشي الشيها = الطبعة التي لنا عليها تذبيلا مما فرها ترجد التكرم القراءة والمارة من المارة و المار ن ساميا البرك مين الرساسيكم (ن موالنتاج اللهم مطاوام ملك من من الثالثة هي على التاليف الخاص في سائل العقيدة الذي قري الملكم بعضه وعدام ورود ورود الذي قري الملكم بعضه وعدام ورود ورود الذي التابية والمدار والمستقلم الملكم بعضه وعدام والمدار والمستقلمة والمدار والمدار والمستقلمة والمدار والمستقلمة والمدار والمستقلمة والمدار والمدار والمستقلمة والمدار والمستقلمة والمدار والمستقلمة والمدار والمدار والمستقلمة والمدار والمستقلمة والمدار والمد ردد على من من من الله على الله صحيفة ؟ المن من الله وتعليق ما ترون عليم ويدا التكم بقرارة ما قيد وتعليق ما ترون عليم ويدا ما ما ينهم ليد وتعليق ما ترون عليم ويدا ماريم بد ريد سي - من الموالية الموالية في المرادية الموالية الموارية المرادية الموارية المرادية الموارية الموا ومادريد بسيد بالمنا سرصا عفظ الله وسلامه والغروم مصوما الاولاد والجسين with the city of the stand

عبدالرحمن الدوسري (خطه)

الله والإرشاد إلى الحق في الكويت، وشارك في مساعدة الجمعيات والهيئات الدينية في الخارج بماله وعلمه وجاهه، ولما انتقل من الكويت إلى الرياض زاد نشاطه في الدعوة، واستمر في دعم المؤسسات العلمية والدينية في الخارج. وكانت له اليد الطولي في معرفة المذاهب الهدامة ودعاة الضلال ونواياهم، وأسماء جمعيات التضليل في العالم، وكان رحمه الله يجهر بكلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم، ونشط كثيرًا في الوعظ والإرشاد في الجُمع والأندية والمدارس والكليات والمعاهد والجامعات والمساجد الكبيرة والحدائق والمنتزهات حيث يجتمع الناس، كماكان له نشاط في الإذاعة والصحافة، وقد فسَّر القرآن وأذاع جزءًا من تفسيره في الإذاعة بصوته. توفي في لندن بتاريخ ١٦ ذي القعدة إثر إلقاء محاضرة في إحدى حدائق لندن العامة في الدعوة والتحذير من

وصدر من الكتب في سيرته وبيان جهوده

والده العالم الكبير الشيخ محمد زين العابدين الكردي. وأسرته كلها في الأصل من أهل أنطاكية، هاجر والده بأسرته إلى حلب حفاظًا على دينهم بعد أن ألغى مصطفى كمال الخلافة الإسلامية. كان إلى جانب حسن تحصيله ومداركه الدقيقة في العلوم الشرعية، يتمتع بمزايا ومواهب فريدة. فقد كان حديد البصر، يميّز بعينه الجردة دقائق الأشياء، ويحب الرياضة والمشي الطويل. وكان صيادًا ماهرًا، سديد الرماية لحدة بصره وثبات يده ودقة ملاحظته وحسابه لحركة الأهداف المتحركة، وكان يرمى الطيور وهي طائرة، والحيوانات وهي راكضة، فلا

(١) علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم ٢٩١/٢، محلة المحتمع ع٤٥٧، (١٦/١٢/١٦هـ) ص١٦، وع ٨٣٥ (١٤٠٨/١/٢٩) ص٤٧، شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب ٧/١، المجتمع ع٩٥٤ (١/١/١٠) هـ) ص٤٢، إنجاز الوعد بذكر الإضافات والاستدراكات على من كتب من علماء نحد ص٥٥ (وعدد فيه ٣٧ مؤلفًا له)، مقدمة تفسيره، «صفوة الآثار والمفاهيم» ص١١ - ١٦، علماء الكويت وأعلامها ص٥٣٩ . وصورته من المدونة الثقافية: أوراق الورد.

وأعماله العلمية: نبذة مختصرة عن حياة الداعية الإسلامي

عبدالرحمن بن محمد الدوسري/ أحمد بن عبدالعزيز الحصين. - ط٣. بريدة: المؤلف،

حياة الداعية عبدالرحمن محمد الدوسري/ سليمان بن ناصر الطيار. - الرياض: المعهد العالى للقضاء، ٣٠٤١هـ، (ماجستير). جهود الشيخ عبدالرحمن الدوسري في توضيح عقيدة السلف والدفاع عنها/ يحيى بن محمد المباركي (رسالة ماجستير من جامعة أم القرى، ٢٤٣٠هـ).

ومن عناوين مؤلفاته: نفثات داعية، فلسطينيات: وقد خدموا صهيون في سوء فهمهم (وهما قصيدتان فيهما تصوير لأسباب النكسة)، للحق والحقيقة: من كلام حير الخليقة، البيان: مقدمة وحاتمة (بالاشتراك مع على محمد الصالحي)، صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم (٢مج)، تربية الإسلام وادعاءات التحرر،

يخطئها إلا نادرًا.. وله حكايات عجيبة في الرمى وإصابة الهدف، مثل: إصابة الإبرة والشفرة وما إلى ذلك.. ويصنع الأشياء الدقيقة التي تحتاج إلى دقة بالغة، لا تُضبط إلا بآلات غاية في الدقة والحساسية. وكان ساعاتيًا خبيرًا بصيرًا بالساعات على اختلاف أنواعها وحجومها، ويصنع آلات غاية في الدقة لساعات صغيرة لا يتجاوز قطر بعضها (١٥) ملم! كما كان خبيرًا ممتازًا في الأسلحة النارية المستعملة في الصيد أو الحرب، وذا خبرة واسعة وعميقة في سقاية الفولاذ بمختلف أنواع السقاية ودرجاتما... وقد أصيب في أواخر القرن الهجري الرابع عشر بمرض الاكتئاب، فلزم البيت وترك التدريس في المدرسة الخسروية (الثانوية الشرعية بحلب) وسمن بدنه وترهّل من عدم الرياضة والحركة. إلى أن توفي بحلب. رحمه الله.

صدر فيه كتاب بعنوان: المهاجر الغريب المقهور الشيخ عبدالرحمن زين العابدين: حجة الله في أرضه، الإمام في المعقول والمنقول/ أحمد تيسير كعيِّد. - دمشق: دار اقرأ، ١٤٢٨هـ، ٢٧١ص.

ورسالة أخرى مخطوطة عنه كتبها الداعية محمد مجاهد شعبان<sup>(۱)</sup>.

عبدالرحمن بن محمد السلطي (7371 - 0.31a = 3771 - 0AP1a) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن بن محمد السيد (۱۳۳۷ - نحو ۱۶۱۸ه = ۱۹۱۸ - نحو ۱۹۹۸م)

من مصر. حصل على الدكتوراه في

(١) مستخلص مما كتبه الشيخان مصطفى الزرقا، وعبدالفتاح أبو غدة ص ٢٨٠ - ٢٨٩ من كتاب «الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام» للقرافي، الذي حققه الشيخ أبو غدة، في طبعته الثانية. وله ترجمة في مئة أوائل من حلب ٣٦٤/١، وتأريخه وصورته من الكتاب الذي صدر فيه.

النحو من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، أستاذ في جامعات الأردن والبصرة والملك عبدالعزيز بجدة، وكيل دار العلوم، رئيس قسم النحو والصرف والعروض فيها، عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة، عضو اللجنة العلمية بقسم اللغويات في جامعة الأزهر، عضو المحلس القومي للتعليم، عضو مجمع اللغة العربية. شارك في مناقشة الرسائل الجامعية وتخرَّج عليه أفواج، وكان جادًا، متمرِّسًا، واسع المعرفة. وقد اشترك في محمع اللغة العربية بلجنة الأصول، ولجنة الألفاظ والأساليب، كما أسهم في أعمال لجنة المعجم الكبير. وكان يأخذ نفسه بالشدِّة، ولا يجنح إلى الرخص في أداء واجبه.

مؤلفاته: مدرسة البصرة النحوية، نحو ابن مالك بين البصرة والكوفة، الكفاية في النحو (٣ج)، العروض والقافية، شرح التسهيل لابن مالك (تحقيق مع محمد بدوي المختون، ٤ ج).

وله مقالات وبحوث منشورة في المحلات المتخصصة (٢).

## عبدالرحمن محمد الشرفكندي = عبدالرحمن هزار

عبدالرحمن بن محمد الشعلان (3771 - V131a = 0191 - VPP15) قاض خطيب.

من حائل. درس العلوم الشرعية على علماء، وفي دار التوحيد بالطائف، تخرج في كلية الشريعة بمكة المكرمة. درَّس، ثم عمل قاضيًا في مكة المكرمة، وأصبح رئيسًا للمحكمة المستعجلة بمرتبة قاضى تمييز، إضافة إلى كونه إمامًا وخطيبًا بالمسجد الحرام(٣).

> (٢) محلة محمع اللغة العربية بالقاهرة ع٩٠، ص٣٢٩. (٣) موسوعة أسبار ٥٢٧/٢.



عبدالرحمن بن محمد الشعلان كان إمامًا وخطيبًا بالمسجد الحرام

عبدالرحمن محمد صالح (7171 - 7131a = 0PA1 - 7PP1g) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن محمد عارف (0771 - 1121a = 1121 - 111)رئيس العراق.



ولد في بغداد. شقيق الرئيس عبدالسلام. تخرَّج في الكلية العسكرية سنة ١٣٥٥هـ (١٩٣٦م). تدرَّج في الرتب العسكرية حتى بلغ رتبة لواء سنة ١٣٨٤هـ (١٩٦٤م). بعد وفاة شقيقه الرئيس عبدالسلام عارف إثر تحطم طائرته جنوبي العراق أجمع القياديون في وزارة الدفاع على اختياره رئيسًا للجمهورية أمام المرشح المنافس رئيس الوزراء عبدالرحمن البزاز، ليكون ثابي رئيس للجمهورية في العراق، وثالث رئيس دولة أو حاكم بعد إعلان الجمهورية. وقد حكم (٣) سنوات، اعتبارًا من ١٦ نيسان (أبريل) عام ١٩٦٥ حتى ١٧ تموز (يوليو) ١٩٦٨م. وكان أحد الضباط الذين شاركوا في ثورة تموز/ يوليو عام ١٩٥٨، حيث

كان منتميًا إلى حركة الضباط الأحرار، التي ضمت جميع العناصر من الضباط المعادين للنظام الملكي، وتم إقصاءه من الحكم إثر حركة ١٧ تموز، يوليو عام ١٩٦٨ التي اشترك فيها عدد من الضباط والسياسيين بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، حيث داهموا القصر الجمهوري وأجبروه على التنحى عن الحكم مقابل ضمان سلامته، فوافق، وكان من مطالبه ضمان سلامة ابنه الذي كان ضابطًا في الجيش العراقي. بعدها تمّ إبعاده إلى إستانبول، وبقى منفيًا هناك حتى عاد إلى بغداد في أوائل الثمانينات، بعد أن أذن له الرئيس صدام حسين بالعودة. وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق أقام في عمَّان نحو (٣) سنوات، وفيها مات يوم الجمعة فجرًا ١١ شعبان، ۲٤ آب (أغسطس).

له خطب وكلمات طبعت أثناء رئاسته(١).

## عبدالرحمن محمد العبسي ( . . . - 7731 a = . . . - 77.79)

كادر سياسي ومصوِّر عملي. من أبناء قرية حارات بمنطقة الأعبوس في حيفان باليمن. كانت بداية اطلاعه على السياسة من خلال كتب حزب البعث، وشارك في تأسيس فرع للاتحاد اليمني. عمل عند فرنسى في استوديو تصوير بجيبوتي، وعاد ليعمل في استوديو عمه أحمد بتعز، ومنها إلى عدن، وشارك آخرين في العمل ضمن أول تكوين لحركة القوميين العرب في الجنوب، واستغل مقرَّ الاستوديو وبيوتًا أخرى للاجتماعات وحزن الأسلحة وأموال الجبهة القومية. وفضلًا عن نشاطه السياسي فقد سجّل إبداعات في مجال

(١) موسوعة أعلام العراق ١٤١/٢، قناة ٢٤ ساعة للأخبار الدولية (موقع) بتاريخ وفاته، معجم المؤلفين العراقيين ٢٥١/٢.

التصوير، منها اختراعه ماكينة تحميض ورتوش آلية تعمل بشكل متكامل ودقيق، ومحرك سحب البصائر، واختراع المداد الأسود، ومادة الموثلين المستخدم في النيجاتيف بلاك آند وايت لكى يمسك الرتوش. ومات بعد عيد الأضحى (٢).



عبدالرحمن العبسى سجَّل إبداعات في مجال التصوير

عبدالرحمن بن محمد العضياني (... - 7731 = ... - 11.79) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن محمد عوض (٠٠٠ - ١٣٤١ه = ٠٠٠ - ١٠٢٠٢م) أمير تنظيم فتح الإسلام ومسؤول تنظيم القاعدة في لبنان.



نشأ في مخيم عين الحلوة بلبنان، قاتل إلى جانب أبي مصعب الزرقاوي في العراق وأفغانستان وبايعه، عاد لينضمَّ إلى تنظيم «فتح الإسلام» عام ١٤٢٨ه، وتسلم إمارة التنظيم بعد مقتل شاكر العبسى، وذاع صيته بعد سلسلة أحداث استهدفت

(٢) موسوعة الألقاب اليمنية ٢٦٠/٤.

قوات أمنية لبنانية والقوات الدولية في جنوب لبنان، إضافة إلى تفجيرات واغتيالات، واحتجب عن الظهور بعد ملاحقته بكثافة، ووقع في كمين نصبته المخابرات العسكرية، فقُتل مع مساعده غازي فيصل عبدالله، الملقب ب«أبو بكر مبارك» في شتورة يوم السبت ٥ رمضان، ۱٤ أيلول.

وقد سبق أن نشبت معارك بين الجيش وجماعة فتح الإسلام في نهر البار واستمرت نحو ثلاثة أشهر أسفرت عن مقتل المئات من الطرفين(٣).



عبدالرحمن محمد عوض أمير تنظيم (فتح الإسلام)

عبدالرحمن محمد عويس (\*\*\* - 37316 = \*\*\* - 71.74) أستاذ التفسير.



من مصر. تابع دراساته العليا في جامعة الأزهر، ونال شهادة الماجستير من كلية أصول الدين عام ١٤٠٤ه... ثم كان أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالكلية نفسها في القاهرة، وكان مشهورًا بين طلبة العلم، (٣) موقع هنا فلسطين ٢٠١٠/٨/١٦م، العربية نت ١٤٣١/٩/٤هـ، وصورته من موقع المنية دوت كوم.

يحبونه ويقدِّرونه لعلمه وأخلاقه وتواضعه. قُتل أثناء فض الاعتصام في ساحة رابعة بالقاهرة رفضاً للانقلاب العسكري الذي أودى برئاسة الأستاذ محمد مرسى، واستشهد معه من علماء الأزهر وأئمة الأوقاف أكثر من (٣٠) شخصاً، في يوم الأربعاء ٨ شوال، ١٤ آب (أغسطس). وقد انتشرت صورته على الشبكة العالمية للمعلومات وهو متضرج بدمائه الزكية، وينظر وكأنه باش. هنيئاً له.

رسالته في الماجستير: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (تحقيق ودراسة من أول سورة الجادلة حتى آخر سورة التحريم)(١).

عبدالرحمن محمد عيروط (VTT1 - 1131a = 1191 - 1991a) عالم رباني.



ولد في بانياس بسورية. حفظه والده القرآن الكريم وهو ابن عشر سنوات. تخرج في المدرسة الخسروية بحلب، وعيّن مدرسًا للقرآن الكريم والعلوم الشرعية في قرية بُراق من أعمال حماة وإمامًا في القرية، ثم رجع إلى بلدته بانياس بعد وفاة والده ليكون مدرسًا وإمامًا وخطيبًا وداعية، يدرِّس الفقه الحنفى والحديث والسيرة النبوية والعقيدة (۱) المحتمع ع۲۰۱۳ (۲۰۱۳/۸/۲۶)، ملتقى أهل التفسير ١٠/٧/١٤٢٤.

واللغة العربية احتسابًا، ودرَّس التفسير ثلاثين عامًا من تفسير في «ظلال القرآن» داعيًا إلى الله، ومتواضعًا رقيق القلب،

فكثر رواده تلاميذه، وكان يتجول في القرى وأثنى عليه الشيخ محمد الحامد رحمه الله. ولم يؤلف كتبًا، بل ألَّف قلوبًا وربَّى رجالًا وعلم أجيالًا. توفي صباح يوم الجمعة ٢٤ ذي القعدة، وحضر جنازته أكثر من عشرة آلاف نسمة من أنحاء القطر (٢).

#### عبدالرحمن محمد العيسوي ( . . . - 7731 a = . . . - 71.74)

أستاذ علم النفس.

من مصر. أستاذ علم النفس في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، رئيس قسم علم النفس بالكلية. كتب مقالات ودراسات نفسية وألف عشرات الكتب في أنوع وفنون علم النفس، بينها موضوعات إسلامية وبحوث معمقة في مجال تخصُّصه. توفي يوم الاثنين ٩ جمادي الآخرة، ٣٠

من كتبه المطبوعة: الآثار النفسية والاجتماعية للتلفزيون العربي، الأبعاد النفسية في الجريمة، اتجاهات جديدة في علم النفس الجنائي، اتجاهات جديدة في علم النفس القانوني، الإرشاد النفسي، استراتيجية التدريب العسكري من المنظور السيكولوجي، الإسلام والعلاج النفسي الحديث، أصول علم النفس التربوي، الانطواء النفسي والاجتماعي، تحليل ظاهرة الفقر: دراسة في علم النفس الاجتماعي، التخلف العقلى، تنمية الذكاء الإنساني، التوجيه والإرشاد الإسلامي والعلمي، الجديد في العلاج النفسى، رعاية ذوي (٢) الجمتمع ع١٢٠٢ ص٥٦. وصورته من موقع طرطوس ۸/۲/۹ . . ۲ .

الاحتياجات الخاصة، سيكولوجية الإبداع: دراسة في تنمية السمات الإبداعية. وعشرات الكتب الأخرى في (تكملة معجم المؤلفين).



عبدالرحمن بن محمد القاضي (۱۳۵۷ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۳۷ - ۱۹۹۷م) أديب شاعر.



ولد ونشأ في مدينة العر التابعة لمحافظة صنعاء، ودرس أنواع العلوم في المدرسة العلمية بصنعاء، ثم درَّس اللغة العربية في عدد من مدارسها، وتعيّن سكرتيرًا لصحيفة (الثورة) الرسمية، ثم وكيلًا لوزارة الأوقاف، وأمينًا عامًا للشؤون الدينية، وأخيرًا ملحقًا تقافيًا في القاهرة، وعمل خطيب جمعة في الجامع الكبير وغيره، وكتب مقالات أدبية، وقدَّم مجموعة من البرامج الأدبية والدينية في إذاعة صنعاء، وخاصة برنامج (فتاوي)، ونشر شعره في العديد من الصحف والمحلات العربية، وكتب عنه النقاد. وكانت وفاته في ١١ ذي القعدة، ١٩ آذار (مارس).

مصر فحصل على إجازة في اللغة العربية

من جامعة الأزهر، ثم الماجستير في التربية

من جامعة عين شمس. عاد ليكون مديرًا

عامًا لشؤون العمل بوزارة العمل حتى

أعفى من منصبه، واعتُبر في طليعة الشعراء

«الجددين» ومن رواد الشعر الحديث في

السعودية، حيث نُشرت له أول قصيدة

تفعيلة عام ١٣٧٤ه في مجلة «اليمامة»

بعنوان «أحلام الرمال»، واستمرَّ ينشر

نتاجه في «الفجر الجديد» و«أخبار الظهران» وغيرها، إلى أن اعتزل الإعلام

عام ١٣٨٤هـ واستقرّ في محافظة الأحساء، وبما مات يوم الثلاثاء ١٩ صفر، ٢٦

صدر كتاب يترجم له ويجمعُ شعره وما

قيل فيه، بعنوان: من رواد الشعر السعودي

الحديث: عبدالرحمن بن محمد المنصور/

إعداد وتحرير محمد بن عبدالله السيف.-

وقرأت أن له ديوانًا مخطوطًا بعنوان «تمرد»

الرياض: المعدّ، ١٤٢٣هـ، ١٨٩ص.

فلعله ضُمَّ إلى الكتاب السابق(1).

شباط (فبراير).

ولرزبالميهه الداخليم سكن وادروسه على يردع والهرم أولا وع يد العلامة لم كالمنظمة المؤسر مهم الموثير مرحمه إلى في واصل إمر المسر عن فرعن مدوار العلوم وسنهور مامل بالنث والمتقيرة اللغة والمنور والعروع والأثن غت بنديمين ول مرا رب صناح الناع بي و فلل سرار العلم) بالعامرة وسفاع والمراج المراج ا سرا والمة صفاء وسلوا الدراوا والما المراد و فناء as 2/1 a april 1 beech John

بلده محكّمًا في مسابقات القرآن. وكان خطيبًا مفوهًا. له أحاديث دينية في الإذاعة والتلفزيون. مات یوم ۳ ربیع الأول.

وله: حكمة بالغة<sup>(١)</sup>.

عبدالرحمن القاضي (خطه)

وكُتب في شعره: شعر عبدالرحمن محمد قاضى: الرؤية والبناء/ إيمان بنت عبدالعزيز المخيلد (رسالة ماجستير من جامعة الإمام بالرياض، ٤٣٠هـ).

مؤلفاته: انتصار ثورة (ديوان شعر)، بقايا قلب (شعر)، معًا إلى العليا (شعر)، القدر الزاحف (شعر)، صلاة قلب (شعر)، النغم الصافي (شعر)، خواطر (شعر عامى -خ)، القول الرائق في توحيد الخالق، من وحي الصوم، نافذة على الأدب اليمني، شاعران من وطنی<sup>(۱)</sup>.

عبدالرحمن بن محمد القصّار

(۲۳۳۱ - ۲۱۱۱ه = ۱۲۱۰ - ۱۹۲۰م)

من دمشق. درس في معهد العلوم الشرعية

بالجمعية الغراء، حضر دروس الشيخ على

الدقر، وطالع كتب الأدب كثيرًا، ودرَّس في

مدارس الجمعية المذكورة، ثم تسلّم الخطابة

في جوامع نحو (٤٠) عامًا، وخطب في

الجامع الأموي بالمناسبات والأعياد، مثَّل

(١) موسوعة الأعلام للشميري، معجم البابطين ١٨٤/٣، موسوعة الألقاب اليمنية ٢٢٤/٥.

خطیب. عُرف برهبدالرحمن برکات».

عبدالرحمن بن محمد المروني  $(PYYI - FPYI\alpha = IIPI - FVPIA)$ 

من المَرْوَن باليمن. عالم في الفقه والفرائض والنحو والصرف والمعاني والبيان والأصولين، وله معرفة بالحديث والتفسير. اشتغل بالتدريس والإفتاء، وحلِّ الخصومات والمنازعات وقسمة التركات بالتراضي، معتزلًا مناصب الدولة<sup>٣)</sup>.

عبدالرحمن بن محمد المنصور

(PTT1 - P731a = . 7P1 - 1. 79)

من رواد شعر الحداثة بالسعودية.

عبدالرحمن محمد النجّار

من علماء الدعوة الإسلامية.

أصول الدين بجامعة الأزهر عام ١٣٩٩هـ، وبدأ التدريس بالمعاهد الإسلامية، ثم عمل في حقل الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية حتى وصل إلى منصب وكيل الوزارة، واهتمت مراكز إسلامية خارج مصر بمؤلفاته.

(٣) هجر العلم ومعاقله ٢٠٢٧/٤.

ولادته في بلدة الزلفي، انتقل إلى الرياض،

ونصحه حمد الجاسر أن يترك العمل ويدرس في المعهد العلمي بمكة، ومن هناك توجه إلى

(٢) علماء دمشق وأعيانها ص٢٩١.

## (7371 - A.31a = 7781 - VAP15)

من مصر. حصل على الدكتوراه من كلية

ومما طُبع له: رحلة دينية إلى إفريقيا، خواطر

ورسالته في الدكتوراه: الدعوة الإسلامية في شرق إفريقيا وعوامل انتشارها<sup>(٥)</sup>.

(٤) الرياض ع١٤٤٩٢ (١٤٢٠/٢٢٠). (٥) الفيصل ع١٣١١ (جمادى الآخرة ١٤٠٨هـ) ص١١٠

عبدالرحمن بن محمد النعيمي (2571 - 7721a = 2381 - 11.79) قيادي علماني مهندس.



من مواليد (الحدّ) بالبحرين. حصل على إجازة في الهندسة الميكانيكية من الجامعة الأمريكية ببيروت. عمل مهندسًا في محطة الكهرباء بالجفير، واعتُقل بعد الإضراب الشهير لعمال الكهرباء، واضطرَّ بعدها إلى مغادرة البحرين عام ١٣٨٨هـ ولمدة (٣٣) عامًا، وكان يحمل الاسم الحركبي (سعيد سيف). عاد إلى البحرين بعد العفو العام الذي صدر عام ١٤٢٢ه. وقد التحق بحركة القوميين العرب منذ عام ١٣٨١هـ، ثم بالجبهة الشعبية في البحرين التي كان أحد مؤسِّسيها، كما شارك في تأسيس الحركة الثورية الشعبية في الخليج العربي، وصار أمينًا عامًا للجبهة الأولى، التي آلت إلى (جمعية العمل الوطني الذيمقراطي)، وصار أول رئيس للجمعية عام ١٤٢٢هـ. ومات يوم الخميس ٣ رمضان، لأول من أيلول (سبتمبر).



عبدالرحمن بن محمد النعيمي رأس جمعية العمل الوطني الديمقراطي

مع إضافات.

(١) موقع التيار التقدمي الكويتي ١/٩/١م. (٢) معجم المؤلفين السوريين ص٤٩، مئة أوائل من حلب

وطبع له: الصراع على الخليج العربي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي ومقالات أخرى، موضوعات الإصلاح السياسي في البحرين (١).

عبدالرحمن بن محمد نور جبقجي (.071 - 7731 = 1791 - 7..7) فنان وباحث موسيقي.



من حلب. حصل على شهادة الثانوية، التحق بدار الإذاعة عازفًا وملحنًا، عين مشرفًا على المسرح العسكري بدمشق، ألُّف فرقًا موسيقية، له ألحان وإنتاج فني في معظم الإذاعات العربية، عمل على جمع التراث الموسيقي في الأقطار العربية بطلب من جامعة الدول العربية.

له نحو (٦٠) كتابًا في الموسيقا، أبرزها: تعليم آلة العود بدون معلم، تحليل الأنغام في علم المقام لطلاب الدراسات العليا في الموسيقا العربية، مختارات الألحان الحديثة، موسيقى الشرق: مدونات موسيقية، ديوان أم كلثوم، ديوان وردة الجزائرية، ٤٣ جزءًا من مختارات الألحان الغنائية لأشهر أعلام الموسيقي العرب (عدد صفحات كل جزء ٣٦ص)، الفولكلور الحلبي والقدود الحلبية، الموسوعة الموسيقية. وله كتب أخرى ذكرت ف (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

(٣) المجمعيون في العراق ص١٠٥، أعلام المجمع العلمي

عبدالرحمن محمد هزار (P771 - 7131a = +781 - 1881a)مجمعي كردي، محقق مترجم. اسمه الكامل «عبدالرحمن الملا محمد



ولد في منطقة سابلاغ بكردستان العراق. درس العلوم النقلية والعقلية على منهج الأكراد، وتخرج على علماء الدين في المدارس الملحقة بالمساجد، انكبَّ على مطالعة الكتب الدينية والأدبية والتاريخية، وأصبح أحد المبرزين في ميدان اللغة الكردية. اختير عضوًا عاملًا في المجمع العلمي الكردي عام ١٣٩٠ه. وكان له نشاط كبير في لجان المحمع الأدبية واللغوية، ومن نتاجه الذي طبعه في تلك المدة ترجمته الكردية لكتاب (شرفنامه) للأمير شرف خان البدليسي في تاريخ الكرد، المؤلف باللغة الفارسية، وكان يتقن العربية والكردية والفارسية.

من مؤلفاته: مم وزين للشاعر الكردي أحمدي خاني المنظوم قبل أكثر من ٣٠٠٠ عام، وقد نقله شعرًا إلى اللهجة الكرمانجية الجنوبية، قبيلة جاوان الكردية المنسية لمصطفى جواد، ترجمه إلى اللغة الكردية، ديوان الملا أحمد الجزري، شرحه شرحًا ضافيًا باللغة الكردية، القانون في الطب لابن سينا، ترجمه من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية في سبع محلدات، قاموس كردي - كردي - فارسى، بعنوان (هفبانه بورينه) أي (الهميان الأغبر)، وله ترجمة كردية لمعاني القرآن الكريم لم يطبع بعد(١٠).



عبدالرحمن محمد هزار ترجم (القانون في الطب) إلى اللغة الفارسية

عبدالرحمن محمود الكيلاني (١٣٤٦ - ١٤١٩ه؟ = ١٩٢٧ - ١٩٩٨م) باحث وفنان تشكيلي.

من بغداد. نال شهادة الدكتوراه في تاريخ الفن الإسلامي من جامعة أدنبره بإنجلترا، كما تخرج في كلية الحقوق بجامعة بغداد. عين في عدد من المراكز الثقافية، منها عميد كلية الفنون بمحافظة بابل. اكتشف محموعة سمايات، وساهم بلوحات في معارض جماعية، وكتب بحوثًا ودراسات في محال تخصصه.



عبدالرحمن محمود الكيلاني عميد كلية الفنون بمحافظة بابل

قدم ثلاثة عشر بحثًا دراسيًا لبنايات أثرية وتراثية إلى أمانة بغداد.

وله كتاب: تاريخ جامع الشيخ عبدالقادر الكيلاني(١).

عبدالرحمن بن محمود مضاي (۱۳۳۰ - ۱۶۳۰ه = ۱۹۱۱ - ۲۰۰۹م) فقیه شافعي فرضي.

العراقي ص١١٥، الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ١٠٤/٣. والزاي في (هزار) تلفظ جيمًا شامية (عليها ثلاث نقاط). (١) موسوعة أعلام العراق ١٤١/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤٩٦/٤.

من مدينة ينبع بالسعودية، وأخذ العلم هناك عن الشيخ حامد قباني، وفي مكة والمدينة عن جماعة، منهم محمد الأمين الشنقيطي، وعلوي المالكي، ودرَّس في المسجد النبوي الشريف، ثم مُنع. وكان فقيهًا شافعيًا متمكنًا، وانتهى إليه علم الفرائض بالمدينة، وتخرَّج عليه الكثير من التلامذة، وكان عابدًا ذاكرًا شاكرًا. مات يوم الثلاثاء ٢ جمادى الآخرة.

وله من الكتب: النفحات الصمدية على مذهب الإمام الشافعي، الروض الأنيق في أحوال الورثة على التحقيق، قطف الثمار في أحكام الحج والاعتمار على المذاهب الأربعة، نداء المؤمنين إلى ذكر رب العالمين (نشر ضمن: أدعية وصلوات)(٢).

عبدالرحمن مختار الشفيع (۱۳۴۲ - ۱۹۲۵ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۶م) عميد الصحافة السودانية.



بدأ حياته في وظيفة مترجم في القسم الأجنبي بوزارة الثقافة والإعلام، ثم شغل منصب السكرتير الصحافي لعبدالرحمن المهدي زعيم طائفة الأنصار وحزب الأمة، أول من أسَّس وكالة أنباء سودانية في نحو عام ١٣٧٠هـ، وأسَّس صحيفة والصحافة» عام ١٣٧١هـ (١٩٦١م)، وتعدُّ أعرق الصحف في البلاد.

يقول في آخر كتابه «خريف الفرح» عن

(۲) شبكة روض الرياحين، وملتقى أهل الحديث
 (۲) (۲۳ ه.).

طبائعه: «أمتع لحظات حياتي هي صيام رمضان بين الحرمين، بعدها أشعر بأن جميع خطاياي قد عُسلت، فأعود إلى الدنيا لارتكاب الخطايا من جديد، وعندما يثقل كتفاي أحسُّ بحاجتي إلى الله، فأطير فورًا إلى بيته ليحميني ويطهرن».

وقبل وفاته بأشهر قليلة تزوج بالصحفية لبنى أحمد حسين البالغة من العمر (٣٠) عامًا، صاحبة زاوية يومية بعنوان «كلام رجال»، وأن زواجهما كان عن حب متبادل قبل عقد القران! لكنه مات في شهر العسل بمدينة أبوظبي يوم الخميس شهر ربيع الأول، ١٩ أيار (مايو).





عبدالرحمن مختار أول من أنشأ وكالة أنباء سودانية، كما أسس صحيفة (الصحافة)

وله كتب، منها: خريف الفرح: أسرار السودان ١٩٥٠ – ١٩٧٠م (١).

عبدالرحمن المريخي (١٣٧٣ - ١٤٢٦ه = ١٩٥٣ - ٢٠٠٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن المستغفر أحداد = عبدالرحمن بن أمزيل

(٣) الشرق الأوسط ع٥٣٠٥ (١/٤/١٥)١هـ)، الحرطوم ١/٤٢٥/٤/هـ.

#### عبدالرحمن المسلم (۱۳۷۲ - ۱۶۲۸ = ۱۹۵۲ - ۲۰۰۷م) مخرج سينمائي.

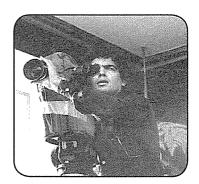

من الكويت. حصل على الماجستير في الإخراج السينمائي من جامعة أمريكية. أخرج عدَّة أفلام تسجيلية، وقدَّم أفلامًا سينمائية، منها فيلم «الفخ» الذي يعد أبرز ما قدَّمته صناعة السينما في الكويت. وعدَّ أحد الأوائل من المخرجين السينمائيين ببلده. مات في ٢٠ رمضان الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)(۱).

#### عبدالرحمن المغربي (۲۰۰۰ - ۱۲۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۱م)

إعلامي قيادي من تنظيم القاعدة. كان المسؤول الإعلامي في تنظيم القاعدة. يظنُّ أنه قُتل في غارة أمريكية شُنَّت على عناصر من تنظيم القاعدة في حفل عشاء بقرية دامادولا الباكستانية في شهر ذي الحجة (٢).

#### عبدالرحمن المنشاوي = عبدالرحمن السادي

#### عبدالرحمن بن منصور أبا حسين (۲۰۰۰ - ۱٤٣٠ ه = ۲۰۰۹ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) القبس ع۲۹۲۱ (۲/۱۱/۸۲۶۱ه). (۲) الأهرام ع۲۰۰۹۶ (۲/۲۲/۲۲۶۱ه).

#### عبدالرحمن المنصوري (۱۳۳۱ – ۱۶۲۰ھ = ۱۹۱۲ – ۲۰۰۶م) قاض مثقف.



من بلدة بزو في المغرب، ودرس على شيوخها وفقهائها، وتابع دراسته في جامعة ابن يوسف عراكش، عاد ليعمل عدلًا ونائبًا للقاضي، ثم قاضيًا لأبي الجعد. ومات في ١٣ ربيع الآخر، الأول من يونيه. وحول حياته كتب عالم الاجتماع الأمريكي في المغرب: صور من حياة مثقف من ليالعلوم الشرعية وأصول الفقه والقضاء بالعلوم الشرعية وأصول الفقه والقضاء وكتابة المذكرات وجمع الوثائق، والاهتمام بتاريخ الزاوية الشرقاوية وبالأنساب(٣).

#### عبدالرحمن منيف = عبدالرحمن إبراهيم منيف

#### عبدالرحمن موسی أبكر (۲۰۰۰ – ۱٤۲۹هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م)

من السودان. أكمل دراسته بفرنسا، وعاد ليلتحق بحركة تحرير السودان جناح عبدالواحد نور كبيرًا للمفاوضين في مباحثات السلام بأبوجا حول دارفور. ثم اختلف معه وأسس وترأس حركة تحرير السودان (الإرادة الحرة)، وعين وزيرًا للدولة برئاسة بحلس الوزراء، وكان أستاذًا بشعبة اللغة الفرنسية في كلية التربية بجامعة

(٣) معلمة المغرب ٧٢٨٩/٢١، وموقع أقطاب (٣٠٤١هـ).

الخرطوم. ومات بباريس إثر مرض(1).



عبدالرحمن موسى رأس حركة تحرير السودان

## عبدالرحمن نافذ المقدَّم (۰۰۰ - ۱٤۲۹هـ = ۰۰۰ - ۲۰۰۸م)

رئيس حركة ٢٤ تشرين.

من طرابلس الشام. مات بفرنسا، وشيع جثمانه في طرابلس في ٢٠ جمادى الأولى، ٢٥ أيار(٥).



شعار حركة ٢٤ أكتوبر

عبدالرحمن النشّار (۱۳۵۳ - ۱۶۲۱ه؟ = ۱۹۳۲ - ۲۰۰۰م) باحث وفنان تشكيلي.



(٤) موقع سودانيز أون لاين (١٤٣٠هـ)، موقع النيلين (١٤٣٠هـ). (١٤٣٨هـ).

(٥) المستقبل (لبنان) ۲۲/٥/۲٤م.

ولد في القاهرة. حصل على دبلوم المعهد العالي للتربية الفنية، ودبلوم أكاديمية الفنون من بوداسبت، ودكتوراه الفلسفة في التربية الفنية تخصص تصوير من جامعة حلوان، أستاذ التصوير ورئيس قسم التعبير الفني بكلية التربية الفنية في الجامعة المذكورة، وكيل كلية الدراسات العليا، الأمين العام لنقابة الفنون التشكيلية. أقام العديد من المعارض الخاصة والجماعية، له مقتنيات متخصصة في الداخل والخارج، حصل

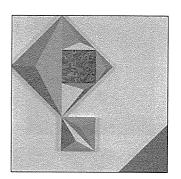

لوحة للفنان عبدالرحمن النشار

ومن عناوين كتبه: التربية الفنية (كتاب مدرسي للثاني الثانوي) بالاشتراك مع آخرين (١).

عبدالرحمن النصري حمزة (١٣٤٥ - ١٩٤٦ه = ١٩٢٦ - ٢٠١١م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن نصیر (۱۰۰۰ – ۱٤۲۳ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۲م) (تکملة معجم المؤلفین)

#### عبدالرحمن النعيمي = عبدالرحمن بن محمد النعيمي

 (١) موسوعة أعلام مصر ص ٢٠١ ومعلومات من الشبكة العللية للمعلومات. واللوحة من موقع الجماعات الفنية في مصر.

عبدالرحمن الهاشمي محمد متليني (١٣٦٩ - ١٤١٤ه = ١٩٤٩ - ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحمن هزار = عبدالرحمن محمد هزار

**عبدالرحمن وحيد** (١٣٥٩ - ١٤٣١هـ = ١٩٤٠ - ٢٠٠٩م) رئيس إندونيسيا.



بعد أن انتهى من تعليمه الثانوي سافر إلى مصر ودرس في جامعة القاهرة عدة سنوات، وأجاد العربية، وقد صرَّح من بعد أنه كان مولعًا بمشاهدة الأفلام المصرية، وخاصة الفنانة هند رستم! ثم سافر إلى العراق وحصل على الشهادة الجامعية من جامعة بغداد، ودرس في كندا كذلك. وقد تولى رئاسة جمعية نهضة العلماء (أكبر جمعية إسلامية (؟) رسمية في العالم، ٤٠ مليون عضو) بعد وفاة مؤسّسها والده. وترأس أندونيسيا بين (١١ رجب ١٤٢٠هـ - ٣ جمادي الأولى ٢٢٢هـ)، الموافق ٠٢٠٠١/٧/٢٣ - ١٩٩٩/١٠٠٢م حيث أقاله البرلمان من منصبه بعد سلسلة من الاتمامات بالفساد وغيره. وكانت له علاقات مشبوهة مع الكيان الصهيوني، وكان عضوًا في مركز شيمون بيريز للسلام. وعانى من تدهور صحته قبل الرئاسة، وأصابته نوبات قلبية حتى عمى، ومات في يوم الأربعاء ١٣ محرم، ٣٠ ديسمبر (٢).

 (۲) الموسوعة الحرة (۱۳/۱/۱٦ ۱هـ)، وموقع روج آفانيوز (إثر وفاته).

عبدالرحمن بن يحيى الإرياني (١٣٢٨ - ١٤١٨ = ١٩١٠ - ١٩٩٨م) رئيس الجلس الجمهوري باليمن، عالم مشارك. زعيم الزيدية.



ولد في حصن إريان باليمن. تولى القضاء في النادرة، أسهم مع الأحرار المناوئين والمعارضين لحكم الإمام يحيى بن محمد حميد الدين، ونظم الشعر منددًا فيه بمظالمه ومظالم أولاده، فاعتُقل معهم بضعة أشهر، وتابع نشاطه السياسي من بعد حتى قُتل الإمام عام ١٣٦٧هـ وخلفه عبدالله بن أحمد الوزير على رأس حكومة دستورية، وقام الإرياني بأعمال اللواء إب وأدارها بحزم، حتى سقطت العاصمة بيد الإمام أحمد الذي استغلَّ فرصة مقتل أبيه لينتقم، فاعتُقل ومن شاركه من الأحرار في إدارة الأعمال بإب، وبقى في السجن بضع سنين، ثم عيَّنه الإمام أحمد في الهيئة الشرعية بتعز، ولم تنقطع صلته بالأحرار، وكان دائم النصح للإمام. ولما تمرَّد بعض الجيش عليه وتزعم العقيد أحمد يحيى الثلائى الحركة مطالبًا إياه بالتنازل لأحيه عبدالله، وجمع العلماء لأجل ذلك بينهم المترجم له، فشلت حركته بعد حين، وقُتل من قُتل منهم، وأبقى الإرباني في منصبه السابق يستشيره في قضايا عربية ودولية. وكان يترأس بعثة الحج. وفي النظام الجمهوري عيّن وزيرًا للنفط، ثم عضوًا في مجلس قيادة الثورة. وعندما ساءت الأحوال الإدارية في اليمن بسبب تدخل المصريين المباشر في شؤون البلاد ذهب مع عدد من الشخصيات

روى لنا المقلى حراح الحساع الذيكان نا ليا للا / في ١١ رهل صفا وموسفالوسم العداس المريخ والمالية لحوالها عداله المتعافية ه ما في طريقم الى قصرا لقلعة الداي و ل فيللمس اوفي الطريق داى أحدالقبا كليطار د ا مرأة حامل في سهرها الأحير وبينا هو يحاول برجرة ادبرب وجنجن وللعود المراه في بطنه في تقطعها اللاق مصرحا رسائم وبموت وبورك كسيم وامراكنود الذس معَه ما لقيض على على وسافه معمالالعماس وفي الطريق فاللركيف المناسراه وهي المركة وعنى المركة والمناس ، الصعن عليه ريامعهن عليطوله وليتضنعن الحرفظنها مبرء فحسسال الطقتم مع مستكرن في الحكي والرسمة بالخاليط واوسل القا كالالما سولائع الماكاد أمر باحلاء سدله وكأنه أيقكلف المجرس

#### عبدالرحمن الإرباني (خطه)

اليمنية إلى مصر محتجين على سوء تصرفهم في اليمن، فأمر جمال عبدالناصر باعتقال أكثرهم، وبقي المترجم له طليقًا ولكنه لا يستطيع مغادرة مصر، حتى أصيب العرب بخزيمة ١٩٦٧، وعُقد مؤتمر قمة عربي في الخرطوم، اتفق عبدالناصر مع الملك فيصل على أن تُسحب القوات المصرية من اليمن، فواجهت اليمن مصيرها بنفسها، والتقت رغبات زعماء اليمن على إسناد والتقت رغبات زعماء اليمن على إسناد باستقالته في ٢١ جمادى الأولى ١٣٩٤هـ باستقالته في ٢١ جمادى الأولى ١٣٩٤هـ الموافق ١٣٩ حزيران ١٩٧٤ بضغط داخلي ومؤازرة قوة خارجية، ورحل إلى دمشق، ثم

قلت: والذي قرأته في مصدر أنه أول رئيس للإخوان المسلمين باليمن (موسوعة الفرق والجماعات للحفني ص٦٥)، ولكن يرد

في ترجمة «عبدالله الأحمر» أن المترجم له أفسح المحال للقيادات البعثية والشيوعية البتغلغل في البلاد تحت تأثير يسارية، فأخذ هؤلاء في تنفيذ مخططاتهم الرهبية، بقتل بعض المشايخ وبعض الضباط... توفي بدمشق يوم ١٦ ذي القعدة، الموافق ١٤ آذار (مارس) ودفن بصنعاء.

الصديقان الإرباني والمعلمي على طريق النضال/ أحمد بن عبدالرحمن المعلمي. - دمشق: مطبعة عكرمة، ١٩١٩ه. ورسالة إليه صدرت في كتاب بعنوان: مسيرة جهاد: تبيان حقائق ونصح مشفق أمين/ إبراهيم بن علي الوزير. - بيروت: دار المناهل،

٤٢٤ هـ، ٢٧١ص.

ومن آثاره العلمية: ديوان ملحمة من سجون حجَّة (بشرح وتصحيح أحمد عبدالرحمن المعلمي)، ترجيح الأطيار بمرقص الأشعار: ديوان عبدالرحمن بن يحيى الآنسي (تحقيق بالاشتراك مع عبدالله عبدالإله الأغيري)، الشريعة المتوكلية أو القضاء في اليمن (صدر وثائق أولى عن الثورة اليمنية (مع عبدالله وثائق أولى عن الثورة اليمنية (مع عبدالله عمارة بن أبي الحسن على بن محمد بن زيدان القحطاني (شرح وتحقيق بالاشتراك مع أحمد بن عبدالرحمن المعلمي)، مذكرات رئيس اليماني عبدالرحمن المعلمي)، مذكرات الرئيس اليماني عبدالرحمن بن يحيى الإرباني الرئيس اليماني عبدالرحمن بن يحيى الإرباني

(۱) اليمن في ١٠٠ عام ص٣٤٢، موسوعة الأعلام للشميري، هجر اليمن ٥٥/١ ومستدركه ص٨٦٦، التذكرة

عبدالرحمن بن يحيى الحداد (۰۰۰ - نحو ۱٤۱۲ه = ۰۰۰ - نحو ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عبدالرحمن يوسف العبد** (١٣٥٥ - ١٤٢٢هـ = ١٩٣٦ - ٢٠٠١م) أديب تربوي.



ولد في بلدة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ في مصر، وتخرَّج في قسم التاريخ بجامعة القاهرة، وعمل صحافيًا ثم مدرِّسًا بالقاهرة، ثم عيِّن خبيرًا للمواد الاجتماعية، فمستشارًا لها بالوزارة، وأُعير إلى اليمن للعمل، وكان عضوًا باتحاد مصر، وبنادي الأهرام للكتاب، ومات بالقاهرة.

من أعماله: ذو القرنين من يكون؟، إرم ذات العماد.

سلسلة من القصص التربوي للنشئ، منها: الخوف - الفخ - النمر الأسود.

وسلسلة من الروايات التاريخية منها: نفرتي. وشارك في تأليف بعض الكتب المدرسية. وطُبع له ديوانا شعر: الصمت الصاحب،

وطبع له ديوانا شعر: الصمت الصائحب. تسبيحة قلب عاشق.

ومسرحية شعرية: الطريق إلى الله بين القلب والعقل (٢).

۱۰۹/۲ ، ۱۸۲ ، عكاظ (۱۸۲۱/۱۱ هـ)، موسوعة السياسة ۸۲۲/۳، موسوعة رجالات من بلاد العرب ص ۳۷۹.

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

#### عبدالرحمن يوسف عبدالصمد (١٣٤٦ - ١٤٠٨ ه = ١٩٢٧ - ١٩٨٨م) داعية عالم.

ولد في بلدة عنبتا بقضاء طولكرم. من عائلة الفقهاء، وهي قبيلة كانت تسكن ضواحي مكة المكرمة، نتُرح منها فخذ يقال لهم الفقهاء، وسكنوا بلقاء الأردن، ولا يزالون إلى الآن يسمَّون بهذا الاسم. طلب ألعلم والدعوة إلى الله بين سوريا والسعودية، ثم كان إمامًا وخطيبًا في مسجد الوفرة بالكويت، وقبل ذلك كان إمامًا وخطيبًا في بلدة كرناز من أعمال حماة. توفي إثر حادث مروري في أستراليا أثناء قيامه بمهمة الدعوة هناك، في ١٧ من شهر شوال. صدر كتاب في حياته بعنوان: المقتصد من حياة الشيخ أبو يوسف عبدالرحمن عبدالصمد: ترجمته – مواقفه – فقهه – مسائله – رثاؤه.

من تصانيفه: خطاب مفتوح إلى دائرة الإفتاء بحماة، رسالة في إجابات عن الأسئلة السبع، الرسالة العظمي.

وله تعليقات على مؤلفات، وأشرطة كاسيت مسجلة له.

واشتهر كتابه: أسئلة طال حولها الجدل، الذي صدرت طبعته الثالثة عام ١٤١٥هـ، ويقع في ١٤١٤م.

وله أيضًا كتاب: أما آن لكم أن تستحوا؟ (حول حلق اللحية)(١).



(١) الفرقان: رحب ١٤١٠ هـ، المجتمع ع٩٦٨
 (١٠/١٠/٢٣هـ) ص١٠، التذكرة في أحداث القرن العشرين ١٢٨/٢٠.

## عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم (أبو ذِكرى) (١٣٦٣ - ١٤٠٩ه = ١٩٤٣ - ١٩٨٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحيم إدريس = محمد عبدالرحيم إدريس

عبدالرحيم بن إدريس كلنتن (۱۳۳۰ - ۱۶۱۰ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۹۰) عالم واعظ فلكي.



من مواليد ولاية كلنتن بماليزيا، التي كان والده مفتيها، فتعلم عليه، ونبغ في الفقه الشافعي والنحو والفلك، وله شيوخ من أنحاء العالم، منهم محمد العربي التباني، وخليفة النبهاني. انتقل إلى مكة المكرمة، وشارك العلماء في التدريس بالمسجد الحرام، وبمدرسة الفلاح، وبداره. كما عمل في الوعظ والإرشاد لحجّاج بيت الله الحرام، وخاصة الوافدين من شرق آسيا، وساهم في الإفتاء مع البعثة الماليزية، ومُنح وسامًا من الدرجة الثانية من ملك ماليزيا، وكُلِّف في عهد الملك سعود بإدارة السبيل لأهالي مكة، كما كلف في عام ١٣٨٧ه بعمل التقويم الهجري لأمِّ القرى، واستمرَّ إلى عام ١٤٠٢ه. وكُلِّف كذلك بعمل تقويم خاص بالحرمين الشريفين، وكان عضوًا في رابطة العالم الإسلامي للشؤون الفلكية، وطُلب منه أن يدير المرصد الفلكي بالرياض ولكنه

أبي ذلك حبًا بمكة المكرمة. توفي فحر يوم الاثنين ١٧ رجب.



عبدالرحيم كلنتن كلف بعمل التقويم الهجري (لأم القرى) (١٣٨٧-٢٠١ه)

له (٥) كتب مطبوعة، و(٦) مخطوطة، وكلها بلغة الملايو<sup>(٢)</sup>.

عبدالرحيم إسماعيل سكاب (۰۰۰ - قبل ۱۶۲۵ه = ۰۰۰ - قبل ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحيم إمام بيومي (٠٠٠ - ١٤٢٧هـ = ٠٠٠ - ٢٠٠٦م)

باحث علمي أكاديمي.

من مصر. وكيل كلية العلوم بجامعة القاهرة، أستاذ بجامعتي السويس والإسكندرية، وجامعات أسيوط وعين شمس وطرابلس وصنعاء، عضو مجلس الشورى. مات نحو ١٩ ذي القعدة، ١٠ كانون الأول (ديسمبر).

من مؤلفاته: الخرائط الجيولوجية (٣ مج).



 (۲) مما کتبه محمد علي يماني لموقع مکاوي (رمضان ۱۶۳۲هـ).

#### عبدالرحيم الأنصاري (١٣١٧ - ١٤٢٧ه = ١٨٩٩ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحيم بدر = عبدالرحيم كمال بدر

عبدالرحيم البرعي = عبدالرحيم بن محمد وقيع الله

**عبدالرحیم برکاش** (۱۳۲۸ – ۱۶۲۸ه؟ = ۱۹۶۸ – ۲۰۰۷م) صحفي، ممثل.



من المغرب. تخرَّج في مركز تكوين وتأهيل الصحافيين بالرباط، ومركز تكوين وتأهيل الصحافيين بباريس، وحصل على دبلوم من المعهد الدولي فود آند واين. شغل العربي للأنباء، من بينها مراسل الوكالة المعربي للأنباء، من بينها مراسل الوكالة بباريس، ورئيس تحرير مركزي، ورئيس المكتب الجهوي للوكالة بالدار البيضاء، وتعاون مع العديد من المؤسسات الصحفية الفرنسية خصوصًا، ونشَّط عددًا من البرامج التلفزيونية، وأكثر عن الطبخ المغربي، وكان يعدُّ خبيرًا وطنيًا ودوليًا في فنّ الطبخ. كما مثَّل أدوارًا في السينما والتلفزيون.(١).

#### عبدالرحيم أبو بكر (١٣٥٦ - ١٤٠٢ه = ١٩٣٧ - ١٩٨٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) هسبريس (صحيفة إلكترونية مغربية) إثر وفاته.

## عبدالرحيم أبو ذكرى = عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم

**عبدالرحيم رشيد** (۱۳۲۸ - ۱۲۲۷ه = ۱۹٤۸ - ۲۰۰۲م) داعية نشيط.

ممثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي في نيوزيلاندا لأكثر من (٢٠) عامًا، وهو من مؤسسي العمل الإسلامي فيها، ترأس اتحاد المنظمات الإسلامية هناك، وكان عضوًا مؤسّسًا في المنظمة الدولية للمعلومات الإسلامية، وأحد المديرين في المنظمة الإسلامية لمنطقة جنوب شرق آسيا والباسفيك، قضى أكثر من (٣٠) عامًا في العمل الإسلامي والدعوة إلى الله، مات بعد مرض، لعله في شهر شوال (٢٠).

#### عبدالرحيم سرور (۰۰۰ – بعد ۱۳۹۰هـ؟ = ۰۰۰ – بعد ۱۹۷۰م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحيم سلام = القرشي عبدالرحيم سلام

عبدالرحيم شرف عبدالمنعم المصري ( ۱۰۰۰ - ۲۰۱۱ ه = ۲۰۰۰ ) ( تكملة معجم المؤلفين )

#### **عبدالرحیم شریف** (۰۰۰ – ۱٤۰۸ هـ = ۰۰۰ – ۱۹۸۸م) کاتب سیاسی، ناشر.

من عانه بالعراق. عمل مديرًا لدار نشر «منشورات العصر الحديث»، انتقل إلى لندن ونشط في المعارضة ضدَّ الحكومة العراقية، مات مسمومًا في الأول من جمادى الآخرة، ٢٠ كانون الثاني (يناير).

(٢) المستقبل الإسلامي ع١٨٧ (ذو القعدة ١٤٢٧هـ)ص ٥٥٠.

من كتبه: بادوليو بعد موسوليني، علام يدلُّ سقوط موسوليني؟، الفاشية عدوة الشعوب، المبادئ الأساسية للتنظيم الحزبي، معاهدة ١٩٣٠ باطلة يجب إعلان إلغائها، نفط الشرق الأوسط(٣).

#### **عبدالرحیم** شلبي (۱۳۲۱ - ۱۶۱۳ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۹۲م) أدیب مترجم.

من مواليد مدينة حلب، درس الأدب في جامعة السوربون، ودرس اللغة الألمانية وآدابجا في ألمانيا، وتابع دراسته العليا، وقصد بيروت وتابع فيها نشاطه الأدبي. كتب الشعر والقصة والرواية والمسرحية، وفي محالات فكرية. ونشر في بعض الصحف والدوريات السورية بتوقيع «ع. آل شلبي». عضو اتحاد الكُتَّاب العرب. توفي بدمشق في ٢ ربيع الآخر، ٢٩ أيلول.

من أعماله: الجائع إلى الإنسان (رواية)، حكاية الحكايات (مسرحية)، الحقيقة تبقى سؤالًا (مسرحية)، قبل أن تؤذن الديكة (قصة)، من المجهولة إلى مايا (رواية)، نشيد كولومبا (رواية)<sup>(1)</sup>.

عبدالرحيم بن صدِّيق = عبدالرحيم بن عبدالله بن صدِّيق

عبدالرحيم صمادح (۲۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم (١٣٥٥ - ١٤٢٦ه = ١٩٣٦ - ٢٠٠٦م) عميد دراسات التاريخ العثماني في العالم الم

 (٣) المركز الوثائقي لحقوق الإنسان في العراق: معلومات تحمك (موقع)، معجم المؤلفين العراقيين ٢٥٣/٢.
 (٤) معجم الروائيين العرب ٢٥٩، أعضاء اتحاد الكتاب العرب ٢٠٦، معجم أدباء حلب ص٢٢٩.



ولادته في سوهاج بصعيد مصر. حصل على الدكتوراه في التاريخ الحديث من جامعة عين شمس عام ١٣٩٣هـ، وتعيَّن أستاذًا للتاريخ الحديث والمعاصر في كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، ووكيلًا لكلية البنات الإسلامية في الجامعة نفسها، كما عمل أستاذًا زائرًا في جامعة برنستون الأمريكية. وأمضى عامًا في جامعة طوكيو، وعمل أستاذًا بجامعة قطر، وزار وشارك في التعليم بالسعودية والكويت. وكان رائدًا متميزًا في الدراسات العثمانية، يعتمد على الوتائق، رافضًا الاتمامات التي ردَّدها باحثون عرب وأوربيون إلى العصر العثماني باعتباره فترة تخلف وركود، الذي يعدُّ تبريرًا سافرًا للاحتلال الأوربي، وأنصف بذلك الخلافة الإسلامية العثمانية. هذا إضافة إلى دراسات وبحوث عديدة في تاريخ العرب الحديث، والعالم الإسلامي، وإفريقيا، وأوربا، والهند، ومنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية، وعن المغاربة في مصر، وكان يقضى إجازته في خزائن المحفوظات وأرشيف الشهر العقاري ودار الوثائق المصرية، ليصور ويحرر ويحقق ويكتشف أشياء مندثرة. وكان عضوًا في العديد من الجمعيات التاريخية والمحلية والعربية والعالمية، مثل اللجنة العربية للدراسات العثمانية، وأشرف على العديد من الرسائل العلمية، كما ناقشها. ورحل ولم يكرَّم.

وترك مكتبة ضخمة فيها قرابة (۸۰۰۰) عنوان، اقتنتها دارة الملك عبدالعزيز بالرياض، بينها رسائل جامعية، وصور فوتوغرافية، ومخطوطات، ودوريات مسلسلة، وما إلى

أُهدي إليه كتاب بعنوان: أعمال المؤتمر الثاني عشر للدراسات العثمانية وبحوث أخرى: تحية تقدير ووفاء للعلامة عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم/ إشراف وتقديم عبدالجليل التميمي (تونس).

ومن مؤلفاته: أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات الملقب بالتاريخ العيني/ أحمد شلبي بن عبدالغني (ت ١١٥٠هـ) (تحقيق)، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، تاريخ الهند الحديث، تاريخ مدة الفرنسيين بمصر ٨ محرم -غاية رجب ١٢١٣ه/ عبدالرحمن حسن الجبرتي (تحقيق)، تراجم الصواعق في واقعة الصناحق/ إبراهيم بن أبي بكر الصوالحي الحنبلي، ق ١٢ه (تحقيق)، الخليج العربي: رؤية في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي: مرحلة ما قبل البترول، الدولة السعودية الأولى ١١٥٨ - ١٢٣٣ه، محمد على وشبه الجزيرة ١٢٣٤ - ١٢٥٦هـ، مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس/ عبدالرحمن الجبرتي (تحقيق)، معالم التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصر. وله كتب أحرى أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالرحيم عبدالرحمن محمد عمر (۱۳۲۸ - ۱۹۱۶ه = ۱۹۲۹ - ۱۹۹۳م) کاتب صحفی شاعر، سیاسی مارکسی.



(۱) مما كتبته آمال عويضة ونشر في موقع (ديوان العرب) ٢٥/١/٢٥م، ومما كتبه إبراهيم خليل العلاف وظهر في ميدل إيست أونلاين ٢٠/١١/٢٣م، مع إضافات.

ولد في قرية جيوس بطولكرم، تخرَّج في جامعة لندن بشهادة في الأدبين العربي والإنجليزي والتاريخ القديم، درَّس في قريته، ثم في الكويت، لكنه أبعد منها لانتمائه الماركسي، عاد إلى الأردن ليعيَّن مراقبًا عامًا للإذاعة، فمديرًا لدائرة الفنون. ثم كان رئيسًا لتحرير مجلة أفكار، وجريدة الأحبار، إضافة إلى زاويته اليومية بما، وفي الدستور، وصوت الشعب، والرأي، وعدَّ من مؤسسى رابطة الكتاب الأردنيين عام ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م). وترأس أول هيئة إدارية لهذه الرابطة. وعندما حُلَّت عام ١٤٠٧هـ جعل بيته مقرًا بديلًا تجتمع فيه الهيئة الإدارية وتواصل تحديها لقرار الحل. مثَّل الأردن في عدد كبير من المهرجانات واللقاءات الأدبية في البلدان العربية والعالم، وبقى على أفكاره اليسارية حتى آخر رمق من حياته! ومات في لندن.



عبدالرحيم عبدالرحمن محمد عمر رأس تحرير مجلة (أفكار)

من مجموعاته الشعرية: أغنيات للصمت، من قبل ومن بعد، قصائد مؤرقة، أغاني الرحيل السابع.

ونشر ست مسرحيات، هي: كلمات لن تموت، عين القصر، آباء وأبناء، خالدة، العرائس، وجه بملايين العيون.

وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(۱۲)</sup>.

 <sup>(</sup>۲) الآداب (لبنان) س٤١، ع١٢ (كانون الأول ديسمبر) ٩٩١م ص٩٥، الفيصل ع٢٠٣ (جمادى الأولى ١٤١٤هـ) ص٨٣١، آفاق الثقافة والتراث ع٢ (ربيع الآخر

عبدالرحيم بن عبدالقادر الحصني (۱۳۲۸ - ۱۹۹۲ هـ ۱۹۹۳ م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحيم بن عبدالله بن صديق (١٣٣٤ - ١٤٠٨ه = ١٩١٦ - ١٩٨٠م) عالم من محيي الكتب.

من المدينة المنورة. قدم مكة المكرمة صغيرًا، التحق بالمدرسة الصولتية، وتعلم بالمسجد الحرام، عمل كاتبًا بالشرطة، ثم بالمحكمة الشرعية الكبرى بمكة، ثم كان مدرِّسًا، فمفتشًا عامًا برئاسة القضاء بالرياض، إضافة إلى شغله منصب مدير كتابة العدل مكة. وكان من العلماء المهتمين بالحديث الشريف، وقام بجمع مخطوطات كثيرة، ورحل إلى عدة دول بحثًا عنها، وصارت مكتبته من أهم المكتبات الخاصة بمكة المكرمة، فقد احتوت على نحو (١٦٧٠) عنوان، في أكثر من (٦٠٠٠) محلد من الكتب المطبوعة والنادرة، ونحو (١٥٠٠) مصورة ورقية وكتب خطية، ثم أوقفها على مكتبة الحرم المكي، وقد صدر فهرس بمصوراتها بعنوان: فهرس المخطوطات المصورة لمكتبة الحرم المكي الشريف: المكتبة الصديقية/ منصور محمد النقيب، عبدالرحمن بن محمد الحذيفي . - القاهرة: دار القاهرة، ۱٤۲۸ه، ۲مج.



١٤١٤هـ) ص ١٢٥، دليل الإعلام والأعلام في العالم العربي ص ١٥٠، أعلام الأدب العربي المعاصر ٩٦٦/٢، الرصد الثقافي ع٣٦ (تشرين الأول ١٩٩٣م) ص٥٦، جريدة الحياة ١٩٣٤م/ م ١٩٣٨م، موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر /٣٧/، موسوعة أعلام فلسطين /١٣٢/.

توفي بمكة المكرمة يوم الخميس ١٧ جمادى الأولى.

ولا يعرف له تأليف أو تحقيق أو ما يضمُّ استدراكاته وتعليقاته، التي كان دونها على هوامش وحواشي كتبه المطبوعة والمخطوطة؛ مما يعرفه أبناؤه وخلصاؤه من أصدقائه(١).

عبدالرحيم بن عبدالله المريد (نحو ١٣٢٥ - ١٤٢٨ه = نحو ١٩٠٧ - ٢٠٠٧م) صوفي منشد.



من الإمارات، أخذ عن والده علمه وتصوفه وأساليب الإنشاد وفنَّ المولد أو الموالد، وكان على الطريقة الرفاعية، وقد دأب على إحياء حفلات المولد النبوي سنويًا في بيته وفي الأماكن التي تخصص لهذا الاحتفال ومناسبات أفراح الزواج، يحضرها المئات، وصار له مريدون كثر على هذه الطريقة، وبعضهم أجيز منه بأصول النظم، وقراءة مولد البرزنجي، فيصحح لهم الأوزان وأساليب النطق والأداء الصوتي، ويقرأ سيرة ولسول صلى الله عليه وسلم. وصنعته أدب وفن وتراث له امتدادات في التاريخ.

وقد صدر فيلم عنه وعن فنه بعنوان «المريد» للمخرجة نجوم الغانم(۲).

عبدالرحيم عثمان صارو (١٣٣٦ - ١٤١٥ه = ١٩٩٧ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) مقدمة الفهرس المذكور، المدينة ع٠٠٠٠ غرة رجب (۱) مقدمة الفهرس المذكور، المدينة ع٠٠٠٠ غرة رجب (١٤٠٨ هـ) المكارمة ص٤٤. (٢) جريدة البيان ٢٠/١/ ٢٠٠٧م، الأهرام (١/٤/٢٨ ١٠٠٢م، الأهرام

عبدالرحيم عجَّاج (۱۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحيم عراقي (١٣٥١ - ١٤٢٧ه = ١٩٣٢ - ٢٠٠٦م) ناضل.



ولد في بلدة الطيرة بالجولان المحتل، درَّس في مدرسة كفر قرع، ونظرًا لنشاطه السياسي فقد نُقل إلى قرية أحرى، وأُجريت له فيما بعد محاكمتان نقابيتان، فُصل على أثرهما من التعليم؛ لمشاركته في تأسيس حركة النوادي الثقافية الوطنية والرياضية، وفي عام المؤبد، قضى (١٧) عامًا منها خلف المؤبد، قضى (١٧) عامًا منها خلف القضبان، إلى أن تحرر في عملية تبادل التي توقفت لاحقًا، وترأس جمعية أنصار السجين على مدار (١٨) عامًا حق أقعده المرض، وتوفي يوم الثلاثاء ٢١ صفر، ٢١ المرض، وتوفي يوم الثلاثاء ٢١ صفر، ٢١

وله: منّا وعلينا (٢ج)، لا تخف: ذكريات على صعيد الخوف<sup>(٢)</sup>.

عبدالرحيم عمر = عبدالرحيم عبدالرحمن محمد عمر

عبدالرحيم الكتل = رحيم عبد الكتل

(٣) موقع الجولان لتنمية القرى العربية ٢٠٠٦/٥/٢ م مع إضافات، موقع عرب ٤٨ (١/٥/١-٢م).

#### عبدالرحيم كلنتن = عبدالرحيم بن إدريس كلنتن

#### **عبدالرحيم كمال بدر** (۱۳۳۹ - ۱۶۱۵ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۹م) باحث فلكي رسًام.

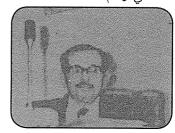

ولد في مدينة الخليل، درس في بئر السبع وغزة والقدس، تخرَّج في كلية الطبّ بجامعة القاهرة، عمل طبيبًا في حكومة الانتداب، ثم زاول مهنة الطبّ في أريحا في عيادة خاصة. وكان نقابيًا نشيطًا في رابطة الكتاب، ومن قدامى الكتاب المنتسبين إليها. رشَّح نفسه مع «يعقوب زيادين» للانتخابات المرلمانية من الطرف الشيوعي، لكن كليهما المرلمانية من الطرف الشيوعي، لكن كليهما الأردنية، والجمعية الأردنية لتاريخ العلوم. توفي في شهر أيلول (أغسطس).

له لوحات عديدة، ومقالات غزيرة في الصحف والمحلات، وخاصة في دنيا الرصد والفلك.

تصانيفه: الكون الأحدب (تناول فيه النظرية النسبية)، بدائع السماء: رحلة مع العلم في رحاب الكون/ جيرالد هوكنز (ترجمة)، الأنفس الميتة/ نيقولاي غوغول (ترجمة)، الفلك عند العرب، دليل السماء والنجوم، رصد السماء. الحيرات الفلكية، وللأطفال: الشمس والقمر والكواكب ونشرت مخطوطته «موسوعة أسماء النجوم عند العرب في الفلك القديم والحديث» على حلقات في «الجلة الثقافية»، ثم على حلقات في «الجلة الثقافية»، ثم نشرت في كتاب عام ١٤٢٠هـ(١).

(١) الجلة الثقافية ع٣٤ (شعبان - رمضان ١٤١٥هـ)

#### عبدالرحيم لاجفوري (١٣١٩ - ١٤٢٢ه = ١٩٠١ - ٢٠٠١م) من كبار علماء الهند.

ينتمي إلى بلدة لاجفور في ولاية غجرات الهندية، ولكنه أقام في مدينة راندير، حيث وفقه الله للاشتغال بالعلم والدراسة والبحث والتحقيق في القضايا والمسائل العامة والخاصة، وإفادة الناس بغزارة علمه، مع ورع وتواضع، وغيرة دينية، واتباع السنة، والتعامل مع الناس بلطف وأدب. وكان من كبار الفقهاء. خلف وراءه أسرة علمية، وجماعة من المعجبين به على مستوى عموم الهند. وتوفي يوم ٢ رمضان مكملًا مائة عام. رحمه الله.

وفقه الله تعالى للقيام بتدوين الفتاوى، حول قضايا مهمة في مجلدات ضخمة، تعتبر مرجعًا هامًا لأصحاب الفتاوى، وقد نالت قبولًا واسعًا بين أوساط العلماء وأصحاب الفقه، وسماها «الفتاوى الرحيمية».

له عدا فتاويه: رسائل وكتب دينية مفيدة، منها: التقليد الشرعي في الأمور الفقهية وأهميته في الإسلام(٢).



#### **عبدالرحيم المجددي** (۱۳۳۹ - ۱۹۱۶ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۹م) عالم تربوي أكاديمي.

صه٣٦، أدباء أردنيون كتبوا للأطفال ص٤٠، موسوعة أعلام فلسطين ١٣٩/٠.

(٢) البعث الإسلامي (ذو الحجة ٢٢٢هـ) ص٩٥.

أحد الأعضاء النشطين في هيئة الأحوال الشخصية بالهند. أبرز أعماله هو تأسيسه مدرسة كبيرة باسم «جامعة الهداية» بمدينة «جى بور» بولاية «راجستان». وكان يرى أن العلماء الذين يتخرجون في المدارس والجامعات الإسلامية لابدَّ أن يميلوا إلى تعلم الصناعات والتقنية الحديثة حتى يقدروا على كسب لقمة العيش ويتفرغوا لخدمة الدعوة والدين في غنى وفي هدوء البال، دون أن يشغل تفكيرهم كسب الرزق.. وربما كان في طليعة من أدركوا هذه الحاجة وعملوا على تحقيقها في واقع الحياة، ومن هنا ركز في جامعته على تعليم الصناعة والكمبيوتر وبعض الحرف اليدوية بجانب التعليم الديني. وقد عُنيَ رحمه الله بجامعته مضمونًا وشكلًا، فلم يكتف بالاهتمام بجانبه المخبري فقط، وإنما عُني بجانبه المظهري أيضًا، فأنشأ مبانيها بحيث تبدو في أناقة لائقة تسرّ الناظرين. توفي يوم الخميس ٢٣ رجب في مدينة بومباي<sup>(٣)</sup>.

## عبدالرحيم بن محمد الأهدل (۱۳٤٨ - ١٤٢٤ه = ١٩٢٩ - ٢٠٠٣م)

عالم أديب ناقد.

ولد في وادي عالبة من بلاد الحجرية باليمن، تعلم أنواع العلوم على الشيخ قاسم بن صالح السروري، وطالع في كتب الأدب والتاريخ وغيرهما، والتحق بدورة تريية في جامعة عين شمس بالقاهرة. درَّس في المعهد العلمي الإسلامي بعدن وغيره، ثم كان موجهًا لمدارس عزلة المقاطرة، وشارك في تأسيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، ونظم حلقة درس له في مدينة التربة، ودرس

(٢) الداعمي (الهند) س١٧ ع٧ - ٨ (شوال ١٤١٤هـ) ص ٤١. وفي مجلة آفاق الثقافة والتراث ورد اسمه «عبدالرحمن» (ع٥ محرم ١٤١٥ه ص ١٤٢٠)، وفي «العالم الإسلامي»: محمد عبدالرحيم! ع١٤٥٥ تاريخ ١٤/٨/١٣ ١٤١هـ، البعث الإسلامي (شوال ١٤١٤هـ) ص ٩٤، منار الإسلام ع٩

عليه جماعة من العلماء. توفي يوم ٣ ربيع الآخر، ٣ يونيو.

له كتابات نقدية في صحف كثيرة بعدن، وجمعت في كتاب وصدر بعنوان: دراسات في الأدب والحياة (١).

عبدالرحيم محمد روزبه (۱۳۲۰ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۰۲ - ۲۰۰۰م) کاتب صحافي ثقافي.



ولادته في مدينة المحرق بالبحرين. ختم القرآن الكريم، وتخرَّج في مدرسة الهداية الخليفية، وانكبَّ على المطالعة، توظف في البلدية، ثم درَّس في المدرسة السابقة لمدة (٣٥) عامًا، وبعد التقاعد عمل مصححًا لغويًا في مجلة «البحرين».

له قصائد منشورة في المجلة المذكورة، مع قصائد أحرى متفرّقة مخطوطة، ومقالات عديدة أدبية ونقدية منشورة، واستعار لنفسه اسم «ابن العميد»، وقد دعا إلى المجهاد، وإلى توحيد كلمة المسلمين، وكرّم وأحيز، وعُدَّ في بلده رائدًا في مجال الأدب والصحافة، ومن مثقفى الرعيل الأول").

عبدالرحيم محمد الزرقاني (١٣٣٢ - ١٤٠٤ه = ١٩١٣ - ١٩٨٤م) مخرج ممثل.



من مواليد قنا بمصر. تخرَّج في المعهد العالي للفنون المسرحية. من رواد العمل الإذاعي، قدَّم للإذاعة ما لا يقلُّ عن (٢٠٠٠) بطولة إذاعية، في شكل مسلسلات أو مسرحيات، قام بإخراجها للبرنامج الثاني، وشارك في القليل من المسرحيات التلفزيونية، وأخرج مسرحيات مشهورة، ومثَّل في (٢٠) منها، منها مسرحية (أهل الكهف). توفي يوم الخميس ٧ صفر، الأول من نوفمبر (٣).

عبدالرحيم بن محمد زكي الكناني الكناني (١٩٨٧ - ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحيم محمد عاصي (١٣٣٦ - ١٤٢٣ه = ١٩١٧ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحيم محمد متولي الشعراوي (١٣٥٨ - ١٤٣٣هـ = ١٩٣٩ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحيم (البرعي) بن محمد وقيع الله (محمد ١٣٤٢ - ١٤٢٦ هـ = ١٩٣٣ - ٢٠٠٥م) شيخ الطريقة السمانية القادرية بالسودان، شاعر صوفي.

الزريبة شمال السودان، سمى و

ولد في الزريبة شمال السودان، سمى نفسه «البرعي» تيمنًا بالبرعي اليمني. وهو من قبيلة الكواهلة. قرأ على والده، والشيخ ميرغني عبدالله، وعلى كبار علماء عصره، فدرس العلوم وتميّز. تولى الخلافة عن أخيه بعد وفاة والده مباشرة عام ١٣٦٤هـ، فكان إمام الجماعة والجمعة، ومفتى الناس على المالكية غالبًا، وقاضى حاجات الناس والمصلح بينهم. وكانت علاقته بشيوخ التصوف متينة، وبالوجهاء والمسؤولين عامة، يزوره كبار القوم حتى الرؤساء والوزراء، وذا صلات خارجية. أنشأ خلاوي ومعاهد في مجمّعات إسلامية منتشرة في شتى مدن وقرى السودان، التي بلغت أكثر من (١٢) مجمعًا، أهمها مجمع الزريبة، الذي يحتوي على خلوة للقرآن الكريم فيها حوالي (١٠٠٠) تلميذ، مع توفر أسباب الاستقرار لهم، إضافة إلى المعهد العلمي، ودار المؤمنات. وكانت له برامج اجتماعية. قلَّد أوسمة من السودان وخارجه، وكان له صدى في وسائل الإعلام المتعددة. مات صباح يوم الأحد ١١ محرم، ۲۰ شباط (فبرایر).

صدر فيه كتاب: البرعي صاحب الوقت: دراسة اجتماعية في مجاهدات الشيخ عبدالرحيم البرعي/ عبداللطيف البوني، عبداللطيف سعيد. – السودان: مركز الهدهد للدراسات والخدمات الإعلامية.

(٣) السينما كوم (٤٣٤).

<sup>(</sup>١) موسوعة الأعلام للشميري.

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

وآخر بعنوان: برعي السودان: وقفات على شاطئ إرثه وحرثه/ عبدالرحيم حاج أحمد. - الخرطوم: مركز الأسباط، ٢٢٠ هـ.

وآخر في نقده بعنوان: الكشف والبيان عن حقيقة برعي السودان/ عارف بن عوض الركابي.

له أكثر من (١٠) دواوين شعرية، منها: همجة الليالي والأيام في مدح خير الأنام، رياض الجنة ونور الدجنّة (٢٠)، هداية الجيد في علوم الفقه والتوحيد (نظم)، فتح ذي المعارج في الشعر السوداني الدارج، مصر المؤمنة.

وقد قام بجمع كل مؤلفاته الشعرية والنثرية، إضافة إلى كثير من محاضراته ودروسه: عبدالرحيم حاج أحمد، ورأيت من جمعه كتابًا بعنوان: روائع الشيخ البرعي الشعرية (۱).

بعالمقات وامى مطابيكمرى فدرا وادعة

بلك كرفتك لبه صفيرله بفهندك تليع بزاز

عبدالرحيم محمود فودة (۱۳۳۳ - ۱۳۹۱ه = ۱۹۱۶ - ۱۹۷۱م) خطيب أزهري، محرر صحفى أديب.



ولد في قرية «دنشواي» المعروفة، من أعمال المنوفية. حفظ القرآن الكريم، تخرج في كلية اللغة العربية بالأزهر. ظهر ميله إلى الأدب فقرض الشعر وخطب في المجتمعات واشترك في المظاهرات وحل ضيفًا على المعتقلات! وكانت ميوله تتصل بالزعيم مصطفى كامل، ولم يكن ينتمي إلى حزب،

بل كان من جنود الأزهر. قُبض عليه في حادث (٤) فبراير عام ١٩٤٢م ثم أفرج عنه. ولم يتوقف نشاطه، فكان دائم التجول، يحضر الاجتماعات ويناظر ويكتب وينشر، وهو إما في الأندية أو في المعتقل. درَّس في معاهد الأزهر وكلياته، واستقرَّ أخيرًا مديرًا لمحلة الأزهر. وكان متأثرًا بالشيخ الدردير، ومعجبًا بالشيخ المراغي وأستاذه محمد عبده. وكان في سنواته الأخيرة يُستدعى من الجهات الشعبية والرسمية ليحاضر ويُستفتى، يتنقل بين المحافظات. وقضى حياته في إسداء البر والخير، والبحث والمعرفة، وفي دراسة

القرآن والسنة، ونشر المعرفة والعرفان، وبثّ الإيمان في النفوس. وكان قد ترك نظم الشعر، فسُئل عن ذلك فقال: الشعر دالت

عبدالرحيم مشعل

(٧٣٧١ - ١٣٤١ه = ١١١١ - ١٠٢٩)

دولته.. فعصر العلم والكشوف ومعطيات

الديمقراطية جعلت للنثر الأولوية. مات في

ومن تآليفه: مشاعل على الطريق، الإسلام

والقومية العربية، الاشتراكية العربية في ضوء

الإسلام، الدين عند الله، قصة بني إسرائيل،

من معاني القرآن، العرب واليهود في القرآن،

كلمات قرآنية، أحاديث مختارة (٢مج)،

وله كثير من المقالات الجادة في الصحف

والجلات الإسلامية ومجلة الأزهر، وديوان

شعر طبعه في صباه، وله من المخطوط

شعرًا ما يقف بجانب ديوانه الأول(٢).

غرة ربيع الأول، ٢ مارس.

شرح عبقريات العقاد.

محاهد.



عبدالرحيم مشعل مع ابنه خالد

والد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. قضى سنوات طويلة بين حمل البندقية القديمة مع عزّ الدين القسّام، ثم مع عبدالقادر الحسيني ورفاقه على أرض فلسطين، ثم سنوات المعاناة مع التشرد، والنزوح إلى الكويت، ليكون إمامًا في مسجد ولي العهد (سعد العبدالله الصباح)، يؤمُّ الناس بصوته الرخيم وكلماته الرقيقة الصادقة القريبة من النفس، واستقرَّ به المقام

(۲) الأزهر (ربيع الأول ۱۳۹٦هـ) ص۲۵۷، و(رمضان ۱۱۲۹هـ) ص۱۱۲٦ ص۱۱۲۹ کتابه «الدین عند الله».



(۱) والمعلومات السابقة من «رياض الجنة » والخرطوم ع٣٤٣٣ (١٤٢٦/١/١٢هـ)، معجم المؤلفين السودانيين ٢٤٩/٢ (وفيه أنه صدر له أكثر من خمسين ديوان شعر في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم).

أخيرًا في عمَّان. وكان مثقَّفًا، يحفظ من عيون الشعر العربي القديم والنبطي، ويفهم تعقيدات القضية الفلسطينية والواقع العربي فهمًا دقيقًا، وغرس روح الدعوة والمقاومة في أولاده الأحد عشر، فأثمرت ثمرًا زكيًا. وكانت في أكبرهم (خالد) أوضح وأظهر، الذي ذكر أن أعظم ما ورَّثه أبوه أنه لا يعرف التجريح والشتم، وتمنى أن يراه ولو لساعات قليلة وفاء له، فسُمح له (وكان في دمشق) بحضور جنازته، وقد توفي صباح الجمعة الأول من شهر رمضان.

وقد أوردت ترجمته لجهاده، وحسن تربيته، ولمكانة ابنه خالد وفضله. رحمه الله(١).

عبدالرحيم منصور (۱۳۲۰ - ۱۹۶۱ = ۱۹۶۱ - ۱۹۶۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحيم بن موسى بوعبيد (۱۳۳۹ - ۲۱۱۱ه = ۱۹۲۰ - ۲۹۹۱م) اقتصادي مناضل.



من سلا بالمغرب. حصل على الثانوية ودرَّس بالرباط. أكمل دراسته في فرنسا، ومثّل حزب الاستقلال هناك، وعرّف بالقضية المغربية وناضل، وكان يكتب افتتاحيات باستمرار مشرفًا على جريدة الحزب الأسبوعية، كما أشرف على تنظيم (١) الجحتمع ع١٨٦٨.

(٢) معلمة المغرب ٦/١٧٧٧.

العمال في الدار البيضاء، ثم كان من أبرز قادة الحزب المذكور، واهتمَّ بالشؤون الداخلية، وصار وزيرًا للاقتصاد، ثم نائبًا لرئيس الحكومة، وتابع التجارب الوحدوية بين دول المغرب ونسَّق وتعاون. له مقالات عديدة بالفرنسية<sup>(٢)</sup>.

عبدالرحيم ميرغني (V371 - P131a? = A7P1 - APP1a) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحيم النصرالله (۰۰۰ - ۲۲۶۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۲م) إعلامي وسياسي قيادي.



من العراق. الأمين العام لحركة العدالة والتقدم الديمقراطي. قُتل في هجوم على قناة «الشعبية» الفضائية، وقتل فيها آخرون معه، يوم الخميس ٢٠ رمضان، ١٢ تشرين الأول (أكتوبر). وكان هو صاحب القناة ومديرها العام.

عبدالرحيم الهاروشي (٣٢٣١ - ٢٣٤١ه = ٤٤٩١ - ١١٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرحيم هاشم شحاتة (0071 - 7731 = 5791 - 71.79) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرزاق بن إبراهيم المناصير (۲۳۳۱ - ۱۱٤۱ه = ۱۱۶۱ - ۱۳۳۱م)

وهو المعروف باسم عبدالرزاق البصير.



ولد في الكويت. فقد بصره وهو في الرابعة من عمره. حفظ القرآن الكريم، ودرس العلوم الأخرى على شيوخ، ولم يدخل مدرسة، أثرى ثقافته عن طريق القراءة بالواسطة، ومال إلى الأدب والبلاغة والشعر، وكان سريع الحفظ، قوي الملكة. وأصبح أمينًا لمكتبة وزارة الإعلام، وعضوًا بارزًا في رابطة الأدباء بالكويت، وفي المحلس الاستشاري للإعلام، والمحلس الوطني للثقافة، ولجنة التراث العربي والبحوث، والنادي الأدبي القومي. أصدر مجلة الإيمان (لعله مع آخرین) عام ۱۳۷۳ه (۱۹۵۳م) وتوقفت بعد سنتين. ودخل من خلالها عالم الأدب والسياسة. وأطلق عليه جمال عبدالناصر لقب «طه حسين الخليج العربي»، كما أطلق عليه الأديب عبدالرحيم روزبه لقب «البصير» لمناقشة دارت بينهما حول المفاضلة بين الشعر العامى والشعر الفصيح. وارتبط اسمه بالمنبر الحسيني. وله رثاء في آل البيت، ومحاضرات في «ملحمة» كربلاء وعاشوراء. ولم يكن سليم الإيمان، أولًا أو آخرًا، فقد ورد قوله: «أتريدون منا أن نتحد على قرآن يتضمن حكاية عن بقرة، وقصة غرامية كقصة يوسف، وهل

مثل هذه العجائز تسمَّى قرآنًا»؟ [ذكره محمد مال الله في تقديمه لكتاب «الخطوط العريضة» ص٧]. مات في ١٩ ذي الحجة، ٥ من نيسان (أبريل).



عبدالرزاق إبراهيم المناصير أصدر مجلة (الإيمان)

#### ومما كتب فيه:

أدب عبدالرزاق البصير/ عبدالرحمن الشيخ. - الكويت: دار القلم، ١٣٩٥هـ، ٧ ٨ ١ ص.

عبدالرزاق البصير/ مكي محمد سرحان.-بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٤١٩هـ، ٢٦ص.

وترك كتبًا، مثل: في رياض الفكر، تأملات في الأدب والحياة، شعراء معروفون مجهولون، الخليج العربي والحضارة المعاصرة، نظرات في الأدب والنقد(١).

#### عبدالرزاق أحمد جعفر (۱۳۲۷ - ۱۲۱۸ه = ۱۹۲۸ - ۱۹۹۷م) تربوي قاص، مهتم بأدب الأطفال.

(۱) أدباء من الخليج العربي ص١٣٩، شخصيات من الخليج ص٢٦٦، عبدالرزاق البصير/ مكي سرحان، لوامع المكنوفين العرب ص٤٦، قاموس تراجم الشخصيات الكويتية ص٢٢٠، المنتخب من أعلام الفكر والأدب ص٢٢٤، شخصيات كويتية ص٢١٧، أدباء الكويت في قرنين ص٢١١، أقلام خليجية ص٢٣١، وقفة مع رجال الفكر ص٢١٥، أعلام الصحافة في الوطن العربي ٢٤٦/١.



من دير الزور بسورية. حصل على الدكتوراه في علوم التربية من جامعة (كان) بفرنسا. 
درَّس في دور المعلمين والمعلمات وكان عضو المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين. كما 
درَّس في قسنطينة، وحاضر في كلية التربية 
بدمشق. رأس تحرير مجلة «صوت المعلمين» 
وكتب القصة للصغار والكبار. مات في شهر رجب، تشرين الثاني (نوفمبر).



عبدالرزاق أحمد جعفر رأس تحرير مجلة (صوت المعلمين)

وله كتب: أدب الأطفال (دراسة شاملة)، المتسكع (قصص للكبار)، حمدان (مجموعة قصص للكبار)، وادي النقاء (قصة)، الحكاية الساحرة: دراسة في إلقاء الحكاية أمام مجموعة من الصغار<sup>(۱)</sup>. الطفل والثقافة، النوم والأحلام وأحلام الأطفال، أسطورة الأطفال الشعراء، المرأة والتعليم في سورية (ماجستير)، أوراق الطفل والثقافة، انزع القناع عن نفسك (مع آخرين). وترجم عددًا من الكتب أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(۱)</sup>.

عبدالرزاق بن أحمد الرقيحي (۱۳۲۸ - نحو ۱۴۰۰ه = ۱۹۱۰ - نحو ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرزاق بن أحمد الشاحذي (۱۳۳۲ - ۱۲۱۱ه = ۱۹۱۶ - ۱۹۹۱م) من فقهاء الزيدية.



ولد في مدينة المحويت باليمن. قرأ على مشايخ بلده، ثم سافر إلى مكة المكرمة، ودرَس فيها ودرَّس أكثر من (١٠) سنوات، وأجازه خلالها عدد من العلماء، عاد إلى صنعاء عام ١٣٩٧هـ فدرَّس في المعهد العلمي بها، وفي حلقات العلم ببعض المساجد. وكان مرجعًا للفتوى، زاهدًا، ساعيًا في قضاء مصالح الناس، أنفق جُلَّ تركته التي ورثها عن أبيه في بناء المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وطباعة الكتب ومشاريع خيرية أخرى. ولم يتزوج. توفي في ٢٩ رمضان، ١٥ مايو.

ومن مؤلفاته: أدلة الصلاة والطهارة، أدلة نظم حبّ الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظ الآيات المتشابهات، أعمال العبد، الخطب المنبرية، مثاني الآيات المتشابهات، مختصر الصلاة، أدعية القرآن، منظومة التحذير من أخطاء القراء، أسئلة وإجابات في علم التحويد، كتاب في الصلاة والصيام (ولعله مرّ)(1).

(٤) موسوعة الأعلام للشميري، أعلام المؤلفين الزيلية ص٢٥٠. -(٢) وفي بطاقة عندي: الحكايات الساخرة: دراسة في أدب الأطفال؟

(۳) دليل أعضاء الاتحاد ص٢٢٥، موسوعة أعلام سورية
 (۳) معجم المؤلفين السوريين ص١٠١، الضاد (حزيران وقور ١٩٩٨) ص٥٤، الحركة الثقافية في دير الزور ص٨٧.

عبدالرزاق أمان محيي الدين (١٣٢٨ - ١٤٠٣هـ = ١٩١٠ - ١٩٨٣م) أديب شاعر مجمعي.



ولد في مدينة النجف، وتلقى دراسته الأولية في مدارسها الدينية، فدرس الأدب والشعر إلى جانب الفقه والتاريخ، ونظم الشعر وهو فتى، وعمل في سلك التعليم، وأوفد في بعثة إلى مصر فأكمل دراسته في كلية دار العلوم، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة، ثم عمل أستاذًا للبلاغة في كلية التربية بجامعة بغداد، وعين وزيرًا في الستينات الميلادية، وانتخب رئيسًا للمجمع العلمي العراقي، وكان عضوًا في مجمع القاهرة. توفي يوم الأربعاء ١٥ رجب، ٢٧ نيسان.



عبدالرزاق محيي الدين كان رئيسًا للمجمع العلمي العراقي

من مؤلفاته وتحقيقاته: أدب المرتضى، أبو حيان التوحيدي، حياة الشبيبي وسيرته، من أجل الإنسان في العراق، خواطر وملاحظات حول التعليم في العراق (بالمشاركة)، الحالي والعاطل، شعب أصيل ومبدأ دخيل، ليل الصب: معارضات (بالاشتراك)، المقابسات/ لأبي حيان

التوحيدي (تحقيق)، البصائر والذخائر لأبي حيان أيضًا (تحقيق)، ديوان القصائد، الوجيز في القرآن العيز/ علي بن الحسين العاملي (تقديم وتحقيق)(١).

عبدالرزاق البصير = عبدالرزاق بن إبراهيم المناصير

عبدالرزاق أبو بكر جنجلاني (۱۰۰۰ - ۱٤۱۹ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۸م زعيم محاهد، يكني بأبي سياف.



من جزيرة باسيلان جنوبي الفلبين، من قبيلة التاسوك، تخرَّج في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، والتحق بمراكز التدريب في جبهة مورو بليبيا، وتلقى هناك تدريبات عسكرية وقيادية. بعد عودته من ليبيا شكل مجموعة عسكرية جهادية عرفت باسم «جماعة أبو سياف» نسبة لما يكني به، منشقة عن جبهة مورو، في عام ١١٤١ه، وطالبت بدولة إسلامية مستقلة، ونشط في أوساط الشباب، واتخذ قاعدة في الغابة للتأهيل والتدريب، والدعوة والجهاد، فكانت الحماعة تدعو إلى الإسلام وتعلم الناس دينهم وتدافع عن المسلمين وتجاهد (١) عالم الكتب مج ٤ ع٤ (ربيع الآخر ١٤٠٤هـ) رسالة العراق الثقافية، مجلة مجمع اللغة العربية الأرديي س٦ (ربيع الأول - رمضان ١٤٠٣هـ) ص٢٢٥، التراث المجمعي ص١٨٨، أعلام الجمع العلمي العراقي ص٥٣، أعلام الأدب في العراق الحديث ٥٢٥/٢، شعراء العراق في القرن العشرين ٢/٧/١، معجم المؤلفين العراقيين ٢٦٤/٢، أدباء

لتأسيس دولة إسلامية. وقامت الجماعة بعمليات كبيرة، واقمتها الفلبين وأمريكا بالارتباط بالقاعدة. قُتل في اشتباك مع الشرطة بقرية لاميتان في حزيرة باسيلان يوم ٢٩ شعبان، ١٨ ديسمبر، وخلفه في الزعامة أخوه (قذافي) الذي قُتل أيضًا(٣).

عبدالرزاق بليلة = عبدالرزاق بن محمد صالح بليلة

**عبدالرزاق بوحارة** (۱۳۵۲ – ۱۶۳۶ه = ۱۹۳۱ – ۲۰۱۳م) ضابط وزیر.



من مواليد مدينة القل في ولاية سكيكدة بالجزائر. أكمل تعليمه الثانوي بقسنطينة، والتحق بجيش التحرير عام ١٣٧٥هـ (٩٥٥م)، وشارك في عمليات كبيرة ضدَّ الجيش الفرنسي المحتل، وبعد الاستقلال تلقَّى تدريبًا عسكريًا في المدرسة الحربية بحمص السورية، ونال إجازة في العلوم العسكرية من الكلية الحربية بالقاهرة، عيِّن أول ضابط للجيش الوطني الشعبي في مدرسة قيادة الأركان بباريس، وطالب بومدين عندما كان وزيرًا للدفاع تطهير الجيش من (ضبّاط فرنسا)، وعيّنه الرئيس ابن بلة قائدًا لأركان القيادة الجهوية الثالثة ببشار، وبعد إطاحته عيِّن ملحقًا عسكريًا في باريس، فموسكو. وقاد الجيش الجزائري المشارك في الحرب العربية الإسرائيلية عام ١٩٦٧م المكلف بحماية وتأمين قناة السويس، ثم كان سفيرًا في فيتنام، فواليًا (۲) موقع ۲۰۰۹/۸/۳ AKiFi AMAL

المؤتمر ص١٤٣، موسوعة أعلام العراق ١٢٦/١.

للجزائر العاصمة، فوزيرًا للصحة، وكلف في عهد الشاذلي بن جديد بمسؤولية التنظيم في حزب جبهة التحرير .. وكان صاحب أفكار قريبة من اليسار. ومرشحًا لخلافة الأمين العام للحزب عبدالعزيز بلخادم. توفي يوم الأحد ٣٠ ربيع الأول، ١٠ فبراير. وصدرت له مجموعة كتب، مثل: منابع التحرير، أحيال في مواجهة القدر، من الجبل إلى حقول الأرز(١٠).

عبدالرزاق جبران (۱۳۸۰ – ۱۶۳۳ هـ = ۱۹۲۰ – ۲۰۱۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالرزاق حسن عزيز (١٣١٥ - ١٤٠٥ه = ١٩٣٢ - ١٩٨٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرزاق بن حسن كمونة الحسيني ( ۱۳۲۶ - ۱۹۷۸ م ۱۹۰۸ م عالم وباحث شيعي.

ولد في النجف ودرس حتى تفقه، تابع البحث وألَّف.

له من الكتب: بلابل السحر في أنساب البشر، تقريرات في الفقه والأصول، توضيح التبصرة، خلاصة الذهب في مشجرات النسب، عقود التمائم في أنساب بني هاشم (٤ج)، مشاهد العترة الطاهرة وأعيان الصحابة والتابعين، منية الراغبين في طبقات النسابين، موارد الإتحاف في نقباء الأشراف (٢ج)، العدل الاجتماعي في الإسلام، العراق قديمًا وحديثًا (٢٠).

(۱) موقع أخبار سكيكلة ٢٠١٣/٢/١١م.

(۲) معجم رجال الفكر والأدب في النجف ١٠٩٦/٣
 معجم المؤلفين العراقيين ٢٦٤/٢
 العراقيين ١٨/٥ (ووفاته في هذا المصدر ١٩٧٠م؟).



عبدالرزاق حسين الخالدي (١٣٣٧ - ١٤١٣ه = ١٩١٨ - ١٩٩٣م) عالم متصوف، شاعر متمكِّن.



ولد في مدينة دير الزور بسورية، ونشأ في بيت علم ودين، فوالده كان مفتيًا على المذاهب الأربعة، متبحرًا في علوم العربية والتصوف، وله تصانيف عديدة، وجدُّه «رمضان» أيضًا كان من العلماء في عصره. وفقد بصره وهو شاب. وكان للندوات والمساجلات الفكرية التي يحضرها مع والده في طور نشأته أثرٌ بالغ في صقل شخصيته وتربيته وحبه للعلم، وخصوصًا أنه كان يحضرها كبار العلماء، وقد أخذ العلم على والده، ثم على عدد من العلماء. وكانت له لقاءات كثيرة مع علماء الشام وحلب. وكان مطلعًا موسوعى المعرفة، له إلمام واسع بعلوم القرآن، والتفسير، واللغة العربية، وحتى علوم الطبّ! درَّس في الثانوية الشرعية بمدينته، وكان بيته منتدى يؤمُّه

طلبة العلم ومحبُّوه، يسألونه ويستفسرون منه، فيجيبهم ويشرح لهم. توفي في المدينة التي ولد بها بتاريخ ٢٨ رجب.

ترك شعرًا كثيرًا في الأخلاق والآداب، وقد جُمع في ديوان ضخم بلغ أكثر من خمسمائة صفحة (ما زال مخطوطًا)، ونشر عددًا من القصائد والمقالات في الدوريات العربية.

وله عدة كتب، منها: وحدة الشهود، وله تعليق على الحِكم العطائية، وشروحات وتعليقات ووصايا وحكم جمعها منه عبدالناصر البدراني في أواخر حياته (٣).

عبدالرزاق الحمامي (۱۳۵۶ – ۱۶۳۳ هـ = ۱۹۳۵ – ۲۰۱۲م) مخرج تلفزيوني.



من مواليد القيروان بتونس، وفيها تلقًى تعليمه الثانوي، وواصل دراسته في مدرسة الفنون الدرامية بستراسبورغ في فرنسا، عاد عام ١٣٨٤هـ (١٩٦٤م) وعمل في مجال المسرح والسينما، ومع الإعلان عن تأسيس التلفزيون عام ١٣٨٦هـ (١٩٦٦م) كان أول من انضمَّ إلى فريق التأسيس، وأصبح بذلك عميد المخرجين، وأخرج عشرات الأعمال والبرامج التلفزيونية، منها وثائقية، وكتب مقالات في مجلة (الإعلام والاتصال). توفي يوم الأربعاء ١٦ ذي

 (٣) أفادي بترجمته الدكتور عبدالناصر، المشار إليه، الحركة الثقافية في دير الزور ص ٨١. وهو غير «عبدالرزاق الخالدي»
 صاحب مؤلفات سياسية وتاريخية في الخليج العربي.

الحجة، ٣١ أكتوبر(١).

عبدالرزاق بن الخطيب الموسوي (٠٠٠ - ١٩٧٨ هـ = ٠٠٠ - ١٩٧٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرزاق بن دیب یوسف (۱۳٤٩ - ۱۹۱۷ه = ۱۹۳۰ - ۱۹۹۱م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالرزاق زلوم (۰۰۰ - نحو ۱٤۲۰هـ = ۰۰۰ - نحو ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرزاق سعید البغدادي (۱۳۳۳ - ۱۳۹۹ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۷۹م) کاتب قومي.

ولد في النجف. تنقف ذاتيًا، في مقتبل شبابه فتح محلًا لبيع الأدوية والعقاقير الشعبية، وجعله ندوة مفتوحة لبثً فكرة العروبة، وعندما قامت حركة مايس العروبة، دعا إلى تظاهرة لتأييدها، وأصدر كراسًا لنصرتها. أحرقته السلطة الحاكمة بعد فشل الحركة، واقتيد إلى المحاكمة وسجن ولم يتراجع، بل واصل نهجه القومي.

له من الكتب المطبوعة: إلى الجهاد القومي، (٢ج)، جغرافية العراق وتاريخه القديم، الصرخة النجفية، القومية العربية، الوحدة العربية هدفنا الأسمى ومثلنا الأعلى، الوحى القومي (٢).

عبدالرزاق سعید النایف (۱۳۵۳ – ۱۳۹۸ه = ۱۹۳۴ – ۱۹۷۸م) سیاسی عسکري.



من مدينة الرمادي بالعراق. ضابط في الجيش، عضو في القيادة المركزية القطرية لحزب البعث. عمل مديرًا للاستخبارات العسكرية، ثم برز اسمه خلال انقلاب يوليو عام ١٩٦٨م الذي أطاح بعبدالرحمن عارف، حيث تولى رئاسة الوزراء، إلا أنه لم يستمر طويلًا، فقد وقع انقلاب آخر بعد أسبوعين، فنحاه صدام حسين في قصة، فهرب إلى الأردن، ثم إلى المغرب، وبقى هناك مدة من الزمن، واتجه بعدها إلى لندن. وخلال عمله جمع معلومات مثيرة عن حزب البعث وارتباطاته المشبوهة مع الماسونية والغرب. قد صدر ضده حكم بالإعدام غيابيًا عام ١٣٩٠هـ (١٩٧٠م)، كما جرت محاولة لاغتياله بعد سنتين منه. وفي ٩ يوليو (تموز) اغتيل في لندن، ومات في اليوم التالي، الموافق ٥ شعبان (٣).

عبدالرزاق بن سلوم العباسي (۱۳۵۰ - ۱۶۲۸ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۰۷م) دیب.

من بغداد، واصل تعليمه حتى المرحلة المتوسطة، ثم قرأ وطالع، وعمل محررًا في عدة صحف، ثم توظف، وأخيرًا افتتح متجرًا لصنع الأختام. طبع له ديوان: براعم الربيع.

(٣) أعلام في دائرة الاغتيال ص١٣٨، جمهورية الخوف ص٤٤٩، محطة الموت ص٧٧، ١٠٧، العنف السياسي في العالم ٢١٦/١.

وله ديوانان مخطوطان: ازدهار الشعر، زوابع الوحي.

وله مجموعات قصصية مخطوطة أيضًا، هي: اعترافات، طل وعطر وشفاه، من أغوار النفس، زنابق من الغرب (ترجمة)(4).

**عبدالرزاق شاكر البدري** (۱۳۳۷ - ۱۶۰۲ه = ۱۹۱۸ - ۱۹۸۲م) شاعر كاتب.



من سامراء. درَّس في قضاء الهندية، اعتقل سنة ١٣٦٠ه (١٩٤١م) لاشتراكه في حركة مايس. أعيد إلى التعليم، ثم عيِّن أمينًا لمكتبة سامراء العامة.

له بحوث في مجلة «الثقافة الإسلامية» ببغداد، وله كتب مخطوطة، منها: تاريخ سامراء، القرامطة، ملاحظات في التربية وعلم النفس.

ومما طبع له: سيرة الإمام العاشر علي الهادي، شخصية يوسف عز الدين الأدبية، شعراء وأدباء العصر العباسي في سامراء (٢١٢ - ٢٧٤هـ)، نساء من بلدي، الصنعة الإلهية: صناعة الكيمياء: الذهب والفضة في نظر عباقرة المسلمين. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (°).

 <sup>(</sup>۱) البيان (الإمارات) ۲۰۱۲/۱۱/۶م. وهو غير آخرين بمذا الاسم، منهم كاتب إسلامي، وطبيب.

 <sup>(</sup>۲) موسوعة أعلام العراق ۱٤٩/۳، معجم المؤلفين العراقيين ٢٦١/٢.

 <sup>(</sup>٤) معجم البابطين لشعراء العربية، معجم المؤلفين العراقيين ٢٦١/٢٠.

 <sup>(</sup>٥) معجم المؤلفين والكُتاب العراقيين ٩/٥، معجم المؤلفين العراقيين ٢٦١/٢، موسوعة أعلام العراق ٢٩/٢.

#### عبدالرزاق شبيب ( \* 771 - 1 + 312 = 1181 - 1181) محام، سياسي قومي.



من بغداد. تخرَّج في كلية الحقوق سنة ١٣٥٣هـ (١٩٣٤م) وهو تاريخ انتمائه إلى نقابة المحامين. مارس المحاماة ولم ينقطع عنها، وانتخب نقيبًا للمحامين. رأس وفد المحامين العراقيين إلى عدة مؤتمرات، وساهم في مؤتمرات قانونية ونقابية وسياسية أخرى وألقى فيها بحوثًا، انتمى إلى حزب الاستقلال، وكان وجهًا من وجوه هيئته العليا، ثم انشقَّ عنه لما جمد الحزب نشاطه عام ١٣٧٩هـ (١٩٥٩م) مؤلفًا مع رفاقه حزب (العربي الاشتراكي) الذي تخاصم مع اليسار القومى وانطفأ دوره بقيام ثورة ١٧ تموز ۱۹٦۸م.

طبع من كتبه: الاشتراكية، الاشتراكية العربية، الرأي العام، المحامي(١).

#### عبدالرزاق عبدالعزيز الحفّار (7171 - VP71a = OPA1 - VVP14)فقیه حنفی فرَضی.

ولد في دمشق ونشأ بما، وتلقّى العلم عن مشايخها، وخاصة مفتى بلاد الشام الشيخ محمد عطا الكسم. تناوب على إمامة وخطابة جوامع بدمشق مثل: جامع النورية، وجامع البصروي، وجامع خالد بن الوليد، وجامع يلبغا، وجامع بعيرة. وكان يعرف اللغة التركية، لذا علَّم الأتراك في المدارس

(١) موسوعة أعلام العراق ١٥٠/٣، معجم المؤلفين العراقيين ٢٦١/٢.

والمعاهد الشرعية الخاصة، وكان ورعًا زاهدًا تقيًا منعزلًا، لم يخلِّف من الحياة الدنيا إلا الذكر الصالح، وكان يعمل بالتجارة في دكان له صغيرة في السوق الطويل بدمشق في الأقمشة، ثم ترك ذلك في أخريات أيامه. له من الكتب: مناسك الحج المختصرة، وكتاب التوحيد، وكتاب في أصول الفقه(٢).

#### عبدالرزاق بن عبدالله الدردري $(\cdots - \Gamma Y \stackrel{!}{"} 1 \stackrel{!}{"} 2 = \cdots - \Gamma \cdots Y \stackrel{!}{"} 1)$ (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرزاق بن عبدالمحسن الصانع (· 771 - 1131a = 1191 - 1991a) فاضل مصنف.



من الزبير بالعراق. درس على علماء بلده، منهم عبدالله بن عبدالرحمن بن حمود، ومحمد أمين الشنقيطي، ونعمان بن أحمد الأعظمي. درس في المدرسة الرحمانية بالبصرة، ثم في كلية الشريعة ببغداد. درَّس في ثانويات الزبير، وكان ضمن الهيئة المؤسسة لمكتبة الزبير الأهلية، ومديرًا لجمعية الإصلاح الاجتماعي فيها. انتقل إلى المدينة المنورة عام ١٣٩٩هـ وتوفي بما في ۱۲ شعبان.

(٢) أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص١٧٧.

له كتابان مطبوعان، وغيرهما لم يذكر وضعها: إمارة الزبير بين هجرتين (بالاشتراك مع عبدالعزيز عمر العلى (ط)، الوفا في الصلاة والسلام على النبي المصطفى (ط)، السيرة النبوية، رسالة في الصيام، رسالة في أهمية الوقف، رسالة في الإصلاح الاجتماعي ومناهضة الشيوعيين، رسالة في الوصايا العشر من الكتاب والسنة، مختارات شعرية، خطب ومحاضرات بمناسبة الصوم والحج، الملك عبدالعزيز في سطور، معجزة فوق الرمال(٣).

## عبدالرزاق عفيفي عطية (7771 - 01310 = 3. 1 - 3111)

عالم سلفي جليل.

ولد في شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مُنح الشهادة العالمية عام ١٣٥١هـ من الأزهر، ثم التخصص في شعبة الفقه وأصوله. وكان أول وكيل لجماعة أنصار السنة المحمدية، وثاني رؤسائها بعد رحيل مؤسِّسها الأول الشيخ محمد حامد الفقي، وقد عاصر تأسيس الجماعة، وكان من أبرز كتاب محلة «الهدي النبوي» التي صدر عددها الأول في ربيع الآخر سنة ١٣٥٦ه. عيِّن مدرسًا بالمعاهد العلمية التابعة للأزهر، ثم ندب إلى السعودية للتدريس بالمعارف السعودية عام ١٣٦٨هـ، وقد درَّس بدار التوحيد في الطائف، وبمعهد عنيزة العلمي، وبالمعاهد العلمية في الرياض، وبكليتي الشريعة واللغة العربية، ثم كان مديرًا للمعهد العالى للقضاء عام ١٣٨٥ه، ثم نقل إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وعين بها نائبًا للرئيس، إضافة إلى كونه عضوًا بمجلس هيئة كبار العلماء. وقد عني بعلوم (٣) معجم مصنفي الحنابلة ٢٦٤/٧. وصورته من موقع

# جمعا في دار امر ، رجمعنا والدنياط طاعم والسام عليلم وركمة الاروكم. المولادة الاروكمة المولادة المولاد

عبدالرزاق عفيفي (خطه)

اللغة والتفسير والأصول والعقائد والسنة والفقه، وكانت له عناية خاصة بدراسة أحوال الفرق، والطلاب يقصدونه، وانتفع بعلمه الكثير، وأشرف على رسائل بعض الدارسين في الدراسات العليا، وألقى بعض الدروس، ومحاضرات، وشارك في أعمال التوعية بمواسم الحج. وكان بعيدًا عن حب الظهور، وينفق راتبه أول كل شهر على الفقراء. وكان له أيام الملك عبدالعزيز درس كل يوم أربعاء، ويحضره الملك عبدالعزيز درس في علمه، محافظًا على وقته، وأصيب بمرض لازمه أكثر من ربع قرن، ولم يمنعه ذلك من ما الجماعة في المساجد.

وعن سيرته ونشاطه العلمي:

الشيخ العلامة عبدالرزاق عفيفي: حياته العلمية وجهوده الدعوية وآثاره الحميدة/ محمد بن أحمد بن أحمد عقديظ جماعة من كبار العلماء بالسعودية. بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤١٨ه. ٢ مج (٨٤٨م).

حوار علمي مع سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء في سؤال وجواب/ إعداد أبي عبدالله السعيد بن صابر بن عبده. – الرياض: دار الوطن، ١٢٤٨هـ، ٧١ص.

منهج الشيخ عبدالرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين/ أحمد بن علي الزاملي (رسالة ماجستير - جامعة الإمام بالرياض، ٤٣٢ هه).



عبدالرزاق عفيفي رأس جماعة أنصار السنة بمصر

من مؤلفاته التي وقفت عليها: الإحكام في أصول الأحكام/ علي بن محمد الآمدي (تعليق، عمج)، تفسير الجلالين: مقرر التفسير بالمعاهد العلمية (تعليق)، عقيدة أهل السنة والفرقة الناجية/ ابن تيمية إرسال الرسل؛ منهج الرسل في الدعوة إلى الله؛ الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله؛ الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله شبهات حول السنة، الولاء والبراء من شبهات حول السنة، الولاء والبراء من سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي (إعداد وليد بن إدريس بن منسي، السعيد بن صابر عبده، ٢مج)، ترجمة وجامع فتاوى والعلامة عبدالرزاق بن عفيفي (العلامة عبدالرزاق بن عفيفي (العلامة عبدالرزاق بن عفيفي (١٠).

**عبدالرزاق بن علي بستانة** (۱۳۳۵ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۱۱ - ۲۰۰۰م) ضابط عسكري أديب.



من بغداد. تخرَّج في الكلية العسكرية، ودرس العلوم الشرعية واللغوية، عمل في الجيش حتى تقاعد برتبة نقيب، وشارك في حرب فلسطين، ثم كان مديرًا لسجن كركوك، وأصدر مجلة المناهل ١٣٨٣ – ١٣٨٥ مركوك، ولفق بصره وأصدر مجلة المناهل ١٩٦٣م). وكفَّ بصره عام ١١٤١هـ شارك في محاضرات وندوات وأحاديث إذاعية، وكان له مجلس أدبي يخضره كبار المثقفين والشعراء.

له ديوانان مخطوطان: نفثاتي، الإخوانيات (بمشاركة مجموعة من الشعراء).

وروايتان مخطوطتان: الأمل الضائع، سلوى وسالم في ستة أعوام، وقصة سينمائية: الطفيلي، وتمثيلية: طيش الشباب، وكتاب: حسين بستانة: سيرة حياة. وهو أحوه (٢٠).

عبدالرزاق بن علي المحدث الواعظ (۱۲۹۱ - ۱۲۰۰ه = ۱۸۷۲ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرزاق علي موسى = عبدالرازق علي موسى

عبدالرزاق قدورة = محمد عبدالرزاق قدورة

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

(۱) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ جمع وترتيب أحمد بن عبدالرزاق الدويش. – الرياض: دار عالم الكتب، ١٤١٢ه، ص ٣، ومقال بعنوان: قصة حياة وجهاد بقلم محمد صفوت نور الدين رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية، المنشور في مجلة «المسلمون» ع٥٠٠ الأصالة ع١٣ – ١١٤ (١٥/٧/١٥)هـ) ص٢٣، الفيصل الأصالة ع٣١ – ١٤ (١٥/٧/١٥)هـ) ص٢٤، من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ١٨٥١ه علماء نجد ٢٧٥/٢٠ علماء نجد ٢٧٥/٢٠

#### عبدالرزاق مبارك المروري (۱۳۷۷ - ۱۹۱۷ه = ۱۹۵۷ - ۱۹۹۱م)

داعية، أديب إسلامي، محرر صحفي. من الرباط. حصل على الإجازة في علم الاجتماع ودبلوم الدراسات المعمقة في علم الاجتماع القروي، وكان رئيس جمعية الشروق الإسلامية، وعضو رابطة المؤسسات التعليمية الخاصة، وصاحب محلة (رسالة الأسرة) التي تعنى بشؤون المرأة والتربية والثقافة، وعضوًا عاملًا في رابطة الأدب الإسلامي، وعضو المكتب التنفيذي المرزين في مجال الدعوة الإسلامية بالمغرب. توفي إثر حادث مروري مساء الأربعاء ٢٤ توفمبر.

له ديوان شعر مخطوط، ومقالات متعددة حول الشاعر عمر بهاء الدين الأميري، ومقالات تتناول القضايا الراهنة للإسلام والمسلمين(١).

عبدالرزاق بن مجید الهلالي (۱۳۳۵ - ۱۴۰۶ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۵م) کاتب، باحث، اقتصادي.



ولد في البصرة. تخرَّج في دار المعلمين العالية، وكلية الحقوق. شارك في دورات اقتصادية خارجية، وساهم في بعض المؤتمرات الدولية

(۱) الأدب الإسلامي ع۲۸ ص٩٩، المحتمع ع١٢٢٦ (١٤١٧هـ) ص٢٢.

الخاصة بالدراسات الأدبية والاجتماعية. شغل وظيفة رئيس المفتشين في المصرف الزراعي، أحد أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية المؤلفين والكُتاب. مات في بغداد يوم ١٣

أصدر كتبًا عديدة، منها: أثر التوطين في النظم الاجتماعية السائدة بين العشائر العراقية، أدباء المؤتمر (جمع مواد الكتاب ونسق معلوماته) (ويعني مؤتمر الأدباء الخامس الذي عقد في بغداد عام ١٣٨٥هـ)، ٤٠ يومًا في لندن، الاقتصاد الزراعي ومشكلاته (بالمشاركة)، تاريخ التعليم في العراق في عهد الاحتلال البريطاني ١٩١٤ - ١٩٢١، تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني ١٦٣٨ -١٩١٧م، تعمير الريف في العراق، معجم العراق: سجل تاریخی سیاسی اقتصادی اجتماعي ثقافي، نظرات في إصلاح الريف، الهجرة من الريف إلى المدن في العراق، ولادة وابن زيدون. وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(۱)</sup>.

عبدالرزاق بن محمد حسن الحلبي (۱۳۲۳ - ۱۹۲۳ه = ۱۹۲۵ - ۲۰۱۲م) قارئ وفقیه حنفی.



(۲) موسوعة أعلام العراق ۱۲٦/۱، معجم المؤلفين
 العراقيين ۲۷/۲، المنتخب من أعلام الفكر والأدب ص۲۲۷، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۲۳/۵. وصورته من معجم البابطين.

من مواليد دمشق. نشأ في رعاية عمه بعد وفاة والده، وأصبح مديرًا لمعمل نسيج، لازم حلقات الشيخ محمد صالح الفرفور، وحفظ المتون العلمية وهو بين آلات العمل، وحفظ القرآن الكريم، وأخذ عن شيخ القراء محمد سعيد الحلواني، وجمع القراءات على الشيخ حسين خطاب، وحاز على إجازات شرعية عديدة، وشارك شيخه الفرفور في تأسيس جمعية الفتح الإسلامي سنة ١٣٧٦هـ وعيّن نائبًا للرئيس، وتولَّى رئاستها بعد وفاته، إضافة إلى إدارة معهدها الشرعى منذ تأسيسه سنة ٤٠٤ هـ، وكان رئيس جمعية النداء الخيري في القيمرية، ومديرًا للمسجد الأموي منذ عام ٤٠٠١هـ، ثم سمى شيخ الجامع الأموي سنة ٢٦٦هـ، وكان عضوًا في مجلس القراء بالديار الشامية، ورشح لمنصب شيخ القراء فاعتذر. وأمضى عمره في تدريس وشرح العلوم الشرعية وإقراء القرآن الكريم، في مساجد عديدة، وكان واسع الاطلاع، أتقن الفرنسية والتركية إلى جانب العربية، وحضر مؤتمرات، وصار له تلامذة. توفي يوم السبت ١٢ ربيع الأول ٤ شباط.

حقق كتاب: نهاية المراد في شرح هداية ابن العماد لعبدالغني النابلسي، وعلق على كتاب: مناسك الحج والعمرة وآداب الزيارة لحمد توفيق رمضان البوطي، واعتنى بنظم نور الإيضاح لمؤلفه عبدالكريم بن عبدالله بن حمزة، وراجع كتبًا أحرى (٣).

عبدالرزاق بن محمد صالح بلیلة (۱۳۳۹ - ۱۶۳۱ه = ۱۹۲۰ - ۲۰۱۰م) کاتب صحفی.

(٣) موسوعة الأسر الدمشقية ٤٧٢/١، أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص٣٧، الدعاة والدعوة الإسلامية المعاصرة ١٦٩/١، ٩٢٥/٢.



من مواليد مكة المكرمة. حصل على إجازة من كلية الشريعة بها، التحق بمديرية الأمن بوظيفة كاتب، ثم تفرّع لتأسيس مكتبة الثقافة مع زميله صالح محمد جمال، تنقل في عدد من الوظائف الإدارية والتعليمية بمديرية المعارف، وعمل محررًا في جريدة البلاد، وزاول التعليق الرياضي، واعتبر من الرواد في هذا الجال، وكان أول من حرَّر صفحة أسبوعية طريفة تحتوي على الأخبار الخفيفة والمقتطفات الأدبية تحت اسم «بحلة البلاد»، وكان يوقع مقالاته برعين» في صحف «البلاد» و «حراء» و «الندوة». وشغل عضوية العديد من الهيئات واللجان. وتوفي صباح يوم الخميس ٧ شوال ١٦ سبتمبر <sup>(۱)</sup>.

#### عبدالرزاق بن محمد صالح الدليمي (3071 - 79712 = 0791 - 77919) مصارع بطل.

من بغداد. اشتغل عاملًا للنسيج محبًا للرياضة، واتجه إلى المصارعة على شواطئ نهر دجلة بالأعظمية، بزَّ أقرانه وبدأ نحمه يتألق في سماء المصارعة. فاز ببطولة العراق في وزنه، فاز بالمركز الأول في الدورة العربية ببيروت، شارك في بطولات دولية عديدة، نال الميدالية الذهبية في بطولة البلاد العربية بالقاهرة عام ١٣٨٥ه. خرَّج أبطالًا من

(١) موسوعة الشخصيات السعودية ص٩٤، المدينة ٨ شوال ٢٣١هـ، البلاد (بالتاريخ السابق).

الناشئين. توفي يوم ٧ تموز بصعقة كهرباء في مسبح رعاية الشباب<sup>(٢)</sup>.

#### عبدالرزاق محيى الدين = عبدالرزاق أمان محيى الدين

## عبدالرزاق مرتضى صالح (3371 - 3131 = 0791 - 39919)

طبيب باحث.

ولد في كربلاء، حصل على دبلوم عال في الصحة العامة من الجامعة الأمريكية ببيروت، عيِّن مديرًا لمستشفى الفرات الأوسط وفي عدد من المراكز الصحية الأخرى، وكان عضوًا في جمعية المستشفيات الأمريكية، حضر المؤتمر الطبي العالمي،

وحصل على شهادة من جامعة

له عشرات البحوث التي نُشرت في دوريات محلية وعالمية.

وله من الكتب: أسس الصحة والحياة، أسس الثقافة الصحية (بالاشتراك مع حازم صبري أحمد)، التعليم العالي، إدارة المستشفيات (بالاشتراك)، تشريح الأعضاء التناسلية وفسلجتها، صحة المحتمع بين النظرية والتطبيق، مستشفى الفرات الأوسط(٣).

## عبدالرزاق مسلم ماجد (۰۰۰ – ۹۲۸ ه = ۰۰۰ – ۹۷۶ م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرزاق مهدي الحسني (1771 - 1131a = 7.91 - VPP1a) مؤرخ العراق الحديث.



لا عبا أ ولا لذَّا م الحياة اللَّ مكما لله فأنا أ يْرِ مِنُ الْعِشْكِ عَادَ وَ الْعِيمِ الْوَاعِدِ مِنْ قِوْاءَ الْمُرْجِعِ وَمَا اللبيد وسط المرا و وفي بالريارة هم ما علارا على الاستعانة بمكن ع معادما في فيا فم لاهو ل يها قِما تُولِق المواح الموامر وهومر الأوا لى رهب هو على أنوا السّعين وللنالم ذه ١٠١ و أكرة عرب لانه لم يدفن والناب الم الم للا دام برناه بله او معم او فولا الله الله لا ي على المروال ال Jan 73/6

## عبدالرزاق الحسنى (خطه)

من بغداد. درس في جامع الخفافين، وفي مكتب الترقى الجعفري العثماني، ودرَّس في المدرسة الأميرية بالنجف. ثم عاد إلى بغداد ليدرُس في دار المعلمين، ومن هناك كتب... ومال إلى السياسة فشارك في ثورة العشرين، وطورد من قبل السلطات، وسُجن، ثم أفرج عنه. تولى عدة وظائف،

## عبدالرزاق مسعد سلام ( . . . - 3 7 3 1 a = . . . - 7 1 . 7 a) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) أعيان الزمان وجيران النعمان ص٢٦٦. (٣) موسوعة أعلام العراق ١٤٣/٢، معجم المؤلفين

والكُتاب العراقيين ٢٠/٥.

محاسبًا في عدة دوائر، ونُقل إلى ديوان محلس الوزراء ليتفرغ لتدقيق الوثائق وتحرير تأريخ العراق السياسي الحديث، حتى عام المستشرقين الخامس والعشرين الذي عقد في موسكو سنة ١٣٨٠هـ. توفي ببغداد يوم الخميس ٢٤ شعبان، الموافق ٢٤ تشرين الأول.

كتبت عنه موسوعات عالمية وصحف عربية، وقدمت فيه رسالة ماجستير من طالب ألماني، وأخرى دكتوراه من فليح حسن المشوح بعنوان: عبدالرزاق الحسني مؤرخًا (جامعة الكوفة، ١٤١٩هـ).

وكتاب بعنوان: السيد عبدالرزاق الحسني: آثاره الكتابية في بحر ستين سنة من حياته ١٩٢٠ - ١٩٨٠ م. بيروت: دار الكتب، ١٤٠٠ هـ، ٣٧ص.

ومن آثاره: تاريخ الوزارات العراقية (١٠ج)، تاريخ العراق السياسي الحديث (٣ج)، العراق في دوري الاحتلال والانتداب (٢ج)، العراق قديمًا وحديثًا، الثورة العراقية الكبرى، البيون والبهائيون في حاضرهم وماضيهم، تاريخ الشورة العراقية، تاريخ الصحافة العراقية، الخوارج في الإسلام، الصابئون في حاضرهم وماضيهم، الصحافة العراقية في ربع قرن، العراق في ظل المعاهدات، موجز تاريخ البلدان العراقية، اليزيديون في حاضرهم وماضيهم، الجبهة الوطنية في ماصرهم وماضيهم، الجبهة الوطنية في عاصرها، تاريخ الأحزاب السياسية العراقية، العراقة إلى كتب أحرى أوردتما له في (تكملة إضافة إلى كتب أحرى أوردتما له في (تكملة معجم المؤلفين) (١).

(۱) المورد ع۱ (۲۰۰۱م) ص۱۵۰ موسوعة أعلام العراق ۱۲۰۸۱ معجم المؤلفين العراقيين ۲۰۷۲، الفيصل ع۲۰۲ ص۱۱۷، موسوعة بيت الحكمة ۲۰۱۱، المنتخب من أعلام الفكر ص۲۰۳، أعلام الأدب في العراق الحديث ۱۸۲۸، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۵/۰ (ووفاته هنا ۱۹۹۸م)، موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي ص ۲۳۰.

عبدالرزاق النايف = عبدالرزاق سعيد النايف

عبدالرزاق نزار الفقیه (۱۳۲۱ - ۱۹۲۲ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۳م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالرزاق نعًاس شنان (۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

**عبدالرزاق نوفل** (۱۳۳۱ – ۱۹۱۶ه = ۱۹۱۷ – ۱۹۸۹م) باحث علمی، مفکر إسلامی.



ولد في القاهرة، وحصل على الشهادة الجامعية في الزراعة، وشهادة الدراسات الاستراتيجية القومية من الأكاديمية العسكرية العليا. له العديد من محاولات تبسيط العقيدة الإسلامية للأطفال على هيئة سلسلة تحت اسم «الإسلام في قصص»، وكان يقوم بإعداد تفسير علمي شامل مبسط للقرآن الكريم.

أول ما ألف كتاب «الله والعلم الحديث» الذي صدر في عام ١٣٧٧ه، وقد ظل يعدُّه لمدة ١٨ سنة، وترجم إلى لغات عالمية، وصدرت طبعته الحادية عشرة عام ١٤٠٠.

وكانت له مساهمات في الفكر الإسلامي دوليًا، حيث اشترك في عدد من المؤتمرات الإسلامية الدولية، وله مقالات عديدة في محلة «الرسالة الإسلامية» وغيرها، وتُرجمت كتبه إلى كثير من لغات العالم، التي تبلغ في

محموعها ٦٨ كتابًا.

توفي يوم السبت ١١ شعبان، وكان يعاني من أعراض الملاريا التي أثرت على الكبد، حتى فاجأته نوبة قلبية... رحمه الله.

على فاجالة لوبه فبيه ... رحمة الله. من مؤلفاته: الله والعلم الحديث، الإعجاز العددي للقرآن الكريم، بين الدين والعلم، مسلمون بلا مشاكل، التاروت وسحر هاروت وماروت، فريضة الزكاة، السنة والعلم الحديث، المسلمون والعلم الحديث، عالم الجنّ والملائكة، صلاة الفريضة، تلاوة القرآن الكريم، السماء وأهل السماء، محمد رسولًا ونبيًا، من أسرار الروح، معجزة الأرقام والترقيم في القرآن الكريم. وله غيرها ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

عبدالرسول بن حسن الإحقاقي (۱۳٤٧ - ۱۶۲۶ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۰۳م) مجتهد شیعی، من علماء الشیخیة.



ولد في الكويت، درس على والده، ثم في كربلاء، فخراسان، بحث ودرس في تبريز خاصة، وله بها خدمات، وهو من علماء الشيخية مثل والده وجده، وله مقلدون. مات في أوائل شوال، ودفن بالنجف. مؤلفاته تزيد على الثلاثين كتابًا، منها: تفسير الثقلين، قرنان من الاجتهاد

(۲) له ترجمة طويلة في كتاب: شخصيات إسلامية معاصرة ص ۲۲۷ – ۲۸۲، المجتمع ع٤٧٤ (٥/٩/٥) ١٤٤هـ) ص ٤١، أيام من شبابهم ص ١١، الفيصل ع٢٤ (ذو الحجة ١٤٠٠هـ) ص٥٠، وع ٧٨ (رمضان ٤٠١هـ)، المجتمع ع٨٩٨ (٢٠١٠/٤/١٧).

والمرجعية، رسالة عملية، دليل أعمال الحج، حكمة بالغة حول الشيخية، الدر الفريد في علم التجويد (خ)، توضيح الواضحات: ردود على اعتراضات السيد البرقعي حول فكر الشيخ أحمد بن زين الأحسائي (تحقيق راضي السلمان) (۱).

عبدالرسول الخالصي (۱۳۲۸ - ۱٤۰۰ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرسول عبدالحسين المدني (۱۳٤٧ - ١٤٠٤ه = ۱۹۲۸ - ۱۹۸٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرسول عداي الحجامي (۱۳۸۹ - ۱۶۳۶ه = ۱۹۲۹ - ۱۳۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرسول علي الجشي = عبدالله علي الجشي

عبدالرسول بن فاضل كمال الدين (١٢٩٩ - ١٣٩٨ه = ١٨٨١ - ١٩٧٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرسول محيي الدين (۰۰۰ - ۱٤۲۲هـ = ۰۰۰ - ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرسول معلَّة (۰۰۰ - ۱٤۳۲ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

(۱) الأهرام ۱٤٢٤/۱۰/٥هـ، المنتخب من أعلام الفكر ص۲۳۲.

**عبدالرشید صقر** (۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۹م) خطیب داعیة.



من مصر. حصًل دراساته العليا من جامعة الأزهر. اشتهر بخطبه وجماهيره الغفيرة في مسجد صلاح الدين بوسط القاهرة منذ سنة ١٣٩٠ه حتى تم اعتقاله في حملة اعتقالات سبتمبر ١٩٨١م (١٤٠١ه) في أواخر عهد أنور السادات. وبعد خروجه عاد إلى منبره، لكنه مُنع مرة أخرى من الخطابة وفق قرارات إدارية أصدرتما وزارة الأوقاف، لكنه ظل يتنقل بين منابر الأهابة حتى توفاه الله.

له: حركة القرامطة وموقف الدعوة الإسلامية منها (وهي رسالته في الماجستير أو الدكتوراه، التي حصَّل شهادتها من الأزهر عام ١٤٠١هـ)(٢).



عبدالرشيد صقركان خطيب مسجد صلاح الدين

عبدالرشيد بن عبدالسلام الأزهري ( . . . - ۲۰۰۱م) ( تكملة معجم المؤلفين )

#### عبدالرشيد عبدالعزيز سالم (۲۰۰۰ - ۱٤۲۸ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م)

أديب وكاتب إسلامي.

من مصر. حاز شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة الأزهر عام ١٣٩٩ه، ثم كان رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية بجامعة أكتوبر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، عضو الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عميد كلية الدراسات الإسلامية بسلطنة عُمان. توفي ٤ شعبان، ١٧ آب (أغسطس).

وله كتب، منها: مقدمات النهضة الأدبية وعواملها في مصر، الإسلام دين الإنسانية، التربية الإسلامية وطرق تدريسها، طرق تدريسها، الإسلام واللغة والتاريخ، التراجم وفنونها، دولة الخلافة وشعر الوطنية من وفنونها، دولة الخلافة وشعر الوطنية من أصله رسالته في الدكتوراه، التي كان عنوانها: الشعر السياسي في مصر وأثره في الحركات الوطنية من الاحتلال الإنجليزي سنة الوطنية من الاحتلال الإنجليزي سنة واستنهاض العزائم، من أدباء الوطنية: على واستنهاض العزائم، من أدباء الوطنية: على الغياتي: سيرة وحياة.

ولهذا الاسم الثلاثي وقفت على عنوان كتاب ولم أره، قام بشرحه وتحليله، وهو: هداية الأنام بشرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني.



(٢) المحتمع ع١٢٣٠ ص١٨ مع إضافات.

عبدالرشيد محمود الكنكوهي (١٣٢٧ - ١٤١٥هـ = ١٩٠٨ - ١٩٩٥م) طبيب داعية.

من كنكوه بمديرية سهارنبور في الهند. تلقًى العلم العالي على مشايخ الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند، وفي دهلي استفاد من أطباء الطب اليوناني وتتلمذ على أعلامهم حتى أتقنه، وعاش حياته كلها في ممارسة هذه المهنة، وإلى جانب ذلك قام بمهمة الإصلاح والتوعية الإسلامية، وكان مستوصفه مجلس علم ومذاكرة دينية ومدارسة فكرية، وكان معجبًا بصفة خاصة بالشيخ أشرف علي التهانوي، ويحفظ بالشيخ أشرف على التهانوي، ويحفظ دونما توقف على رؤوس الأشهاد، ويشرحه دونما توقف على رؤوس الأشهاد، ويشرحه ويستنبط منه معاني لطيفة.

وتوجد له رسالة في ترجمة الشيخ عبدالقدوس الكنكوهي (المتوفى ٩٤٤ه)، ورسالتان في الدراسة المقارنة للجماعة الإسلامية وأفكارها، ورسالة في الردِّ على بعض الاستفسارات عن الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، ورسالة تحدث فيها عن الشيخ التهانوي(١١).

## عبدالرشيد مصطفاي (۱۳۲۷ - ۱۹۰۷ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۸۷م)

تربوي وأديب مترجم، عُرف بموهوب. ولد في مدينة قنزات بولاية سطيف الجزائرية، حصل على دكتوراه الدولة من جامعة الجزائر، ودرَّس في الثانويات وفي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الجزائر، ثم كان رئيسًا للجان التربوية فيها. وكان عضوًا في جمعية العلماء المسلمين، وفي لجان مؤتمر الفكر الإسلامي، وجمع بين الثقافة العربية والفرنسية. ونشر مقالات ونظم قصائد بالعربية والأمازيغية.

ترجم دیوان «أزهار الشر» لبودلیر شعرًا، (۱) الداعی ۲۶ - ۳ (۱۶۱۹ه) ص۰۵۰

وترجم عن الإسبانية والفرنسية قصيدة «غرناطة» لخوسيه زوريلا، ورواية «مأساة نوليكونت» لبيير كورناي، وله مؤلف بعنوان: الرمزية عند البحتري<sup>(۲)</sup>.

عبدالرشيد النعماني = محمد عبدالرشيد

## عبدالرضا بن زين العابدين المرعشي الشهرستاني (١٣٣٩ - ١٤١٨ = ١٩٢٠ - ١٩٩٧م)

من علماء الشيعة.

ولد في كربلاء. تخرج في المدرسة الجعفرية الأهلية، قرأ على جمع من علماء الشيعة. تولى إمامة الجماعة في الصحن الحسيني ودرَّس. شارك في تأسيس مجموعة من المشاريع التعليمية والثقافية، وكان يجيب على أسئلة ترد إلى مجلات تصدر في كربلاء، كما أصدر «مجلة أجوبة المسائل الدينية». استوطن خراسان ومات بها يوم ٢٨ ربيع الأول.

من مؤلفاته المطبوعة: مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى (٢ج)، حياة الإمام الحسين عليه السلام، المعارف الجلية في أجوبة المسائل الدينية (٣ج)، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السجود على التربة الحسينية، النيروز في الإسلام، صلاة الجمعة، الصلاة معراج المؤمن، الطريق القويم في الإمامة، سؤالكم وجوابنا.

وله كتب أحرى مخطوطة أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(٣)</sup>.

عبدالرضا آل صادق (۱۳۳۱ - ۱۶۱۸ه؟ = ۱۹۱۷ - ۱۹۹۷م) (تکملة معجم المؤلفين)

(۲) معجم البابطين لشعراء العربية.

(٣) المنتخب من أعلام الفكر ص٢٤١، معجم المؤلفين العراقيين ٢٧١/٢.

عبدالرضا بن علي الصافي (١٣٥١ - ١٤٠٩ه = ١٩٣٢ - ١٩٨٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرضا ملا حسن البصلاب (۱۳٤٣ - ۱٤٠٩ه = ۱۹۲۴ - ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرقيب أحمد الربعي (١٣٤٤ - ١٣٩٧هـ = ١٩٢٥ - ١٩٧٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرؤوف أحمد شداد (۱۳۵۱ – ۱۶۲۳ه = ۱۹۳۲ – ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عبدالرؤوف ثابت** (۰۰۰- بعد ۱٤۰٦هـ = ۰۰۰ - بعد ۱۹۸٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرؤوف حسن خليل (١٣٥٧ - ١٤٢٩ه = ١٩٣٧ - ٢٠٠٨م) رجل أعمال، متحفي كبير، باحث في شؤون التاريخ والحضارات.



ولادته في جدَّة. درس علوم الطيران، وعمل في الطيران المدني، وبدأ مشروع متحفه العملاق سنة ١٣٧٢هـ، وعندما أرسله والده إلى القاهرة لإتمام دراسته بما خطفت اهتمامه نماذج العمارة الإسلامية الشامخة،

وبدأ خطوات تجميع متحفه يومها. وقد عمل مساعدًا للأمير تركى الفيصل في الاستخبارات، وكان أحد رجال الثقافة الشعبية والتراث بالمنطقة الغربية. وهو من أعاجيب رجال الدنيا! وهناك تعريف أو حديث عنه في كتبه الضخمة، كلِّها تقريبًا، وكأنه بقلمه، ومما ورد فيه، أن «شخصيته تثير الإعجاب من الوهلة الأولى التي تلتقي به، يتميز بسعة أفق، ورحابة علم ومعرفة، امتزجا بعشق واع للتراث والتاريخ، وكل ما فيه نفحات طيبات من الماضي العريق، أو تدخل في تكوينه روح الإبداع بأي صورة من الصور، أو تتمثل بين حناياه ذكريات مشوقة، أو أجزاء مما خرج من ذاكرة ما زالت تنضح بالعلم لم تستطع الأزمنة المتعاقبة أن تضعف توهجه أو تخفيه، كما كبر في داخله حبّ لا حدود له لفعل الخير، هو موسوعة ثقافية، اختزن في ذاكرته النضرة حصيلة سنوات عمره من القراءة والبحث والاطلاع والمتابعة والاهتمام، وأراد ألا تكون ملكًا له وحده، فحول مخزون هذه الذاكرة مع ما يمكن الحصول عليه من معلومات ومعارف وعلوم من القرآن الكريم والسنة النبوية والكتب والمصادر الثقافية المتنوعة إلى لوحات مكتوبة ومصورة موزعة على جدران مدينة الطيبات العالمية للعلوم

وقد أقام (٣) متاحف في مدينة جدة، وكان على وشك افتتاح المتحف الرابع الذي كان سيضمُّ مقتنياته من اللوحات العالمية والمحلية، حين داهمه المرض. وكان أول متحف أنشأه هو «متحف عبدالرؤوف خليل» الذي التهمته النيران عام ٢٤٢ه معتوياته بمئات الملايين من الريالات، وأنشأ متحفًا خاصًا للأدوات المنزلية في منزل العائلة، وكان يحتوي على آلاف القطع الأثرية النادرة، ثم أنشأ مدينة الطيبات التي

تم افتتاحها عام ١٤١٧ه (١٩٩٦م) وهي من أكبر المتاحف الشخصية في المنطقة العربية، وتقع على (١٠) آلاف متر مربع، وتضم (١٢) مبنى متفاوتة في أحجامها تضمُّ أهمُّ مقتنياته، حيث سرد من خلال هذه المحتويات تاريخ البشرية من نشأتها الأولى!

وحكى قصته بالتفصيل مع متحفه في كتاب «متحف عبدالرؤوف». توفي يوم الأحد ١٨ صفر، ٢٤ (فبراير).



عبدالرؤوف حسن خليل (متحفه)



#### مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة

وقد قام بإعداد كتب ضخمة جدًا، تعدُّ موسوعات إسلامية عالمية، تحتوي على تفسير القرآن كله، وعلى نظام الإسلام وعباداته والحديث والفقه والمجتمع والإعجاز فغير ذلك، ولكنها غير مرتبة، وعناوينها لا تدلُّ على كلِّ موضوعاتها، وقد تكون ومن المؤكد أن هناك ثلَّة ساعدته، فهي فوق طاقة اثنين وثلاثة وأربعة، وتبلغ هذه وقق طاقة اثنين وثلاثة وأربعة، وتبلغ هذه «مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة» في جدة، التي يملكها، وذكر أن اسم عمله «موسوعات الطيبات للعلوم والمعرفة» وأنحا جدة، التي يملكها، وذكر أن اسم عمله عموسوعات الطيبات للعلوم والمعرفة» وأنحا تقع في (٢٦) مجلدًا، وأن مجموع صفحاتها

تكريم الإنسان بالعقل والعلم والحضارة، أسلم تسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أسس تنظيم المحتمع الإسلامي في ضوء القرآن والحديث النبوي، أفلا يتدبرون القرآن؟، بلسان عربي مبين، الرحمن علم القرآن، الحمد لله على نعمة الإسلام [الشريعة والحياة]، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقل رب زدني علمًا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، إني جاعل في الأرض خليفة، بنور علوم القرآن ينتشر الدين الإسلامي العظيم، حواء وتربية الأجيال، قل اللهم مالك الملك، وعلم آدم الأسماء كلها، الوجيز في مجمل الإتقان في علوم القرآن وأنواع الإعجاز العلمي في القرآن والحديث النبوي، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوة. وكتب أخرى ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### عبدالرؤوف الحناوي الدمشقي (١٣٣٣ - ١٩٩٧هـ = ١٩١٥ - ١٩٧٧م)

عالم أديب، من رجال التربية.

ولد بدمشق، ودرس على عدد من علمائها، وعمل في التعليم ردحًا من الزمن، وجمع المعلمين المؤمنين في كتلة تجمع بينها علاقات الحق والهدى، وأسَّس جمعية اللدوة الإسلامية بدمشق، ولما أنشئت كلية الشريعة في الجامعة السورية كان من أول المنتسبين إليها وأوائل المتخرجين فيها، وانتقل من سلك التعليم إلى وزارة العدل، فعمل في إدارة قضايا الحكومة، ثم إلى السعودية مدرسًا في كلية الدعوة وأصول الدين بالرياض، ثم مدرِّسًا في كلية الطيران، الدين وفاته. عُرف بيره لوالديه وتفانيه في خدمتهما إلى درجة نادرة. وعندما اشتدً

(١) عكاظ، الحياة، الرياض، بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٢٥م، وكتابه أسلم تسلم، وغيره من كتبه، موسوعة الشخصيات السعودية م ١٩٠٠

به المرض نُقل إلى لندن، وهناك توفي، ونقل إلى البقيع في المدينة المنورة، ودفن فيه حسب وصيته.

من تآليفه: بر الوالدين، لماذا أصلي؟ (طبع طبعات عديدة)(١).



عبدالرؤوف رضوان (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالرؤوف زكريا البرجاوي (۱۳٤٦ - ۱۶۱۸ه؟ = ۱۹۲۷ - ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرؤوف سعيد اللبدي (۱۳۳۷ - ۱۶۲۰هـ = ۱۹۱۸ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرؤوف أبو طوق = عبدالرؤوف محمد أبو طوق

عبدالرؤوف العبوشي (۰۰۰ - قبل ۱٤۲۰هـ = ۰۰۰ - قبل ۱۹۹۹م) عالم سلفي، شيخ داعية.

من الزرقاء بالأردن. له كتابات إسلامية في الفقه والتشريع.

من كتبه التي وقفت على عناوينها: محرمات يجهل الكثيرون حرمتها، مسائل تكثر الحاجة إليها أو تكثر مخالفة الشرع بسبب جهلها، المواعظ العامة وحدها لا تكفى،

(١) أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص١٧٧٠.

الإسلام والغلوفي الدين (مع عالم آخر)، حواز دفع الزكاةفي سبيل الدعوة (مع آخرين)، أوهابية أم قرآن وسنة، مسائل هامة من فتاوى ابن تيمية، الجماعات الإسلامية ليتها تضيف إلى حسناتها، الزكاة والأسئلة الشائعة. وذكر كتبًا أخرى لنفسه لم تطبع أوردتهافي (تكملة معجم المؤلفين).



عبدالرؤوف عثمان (۱۰۰۰ – ۱٤۳۰ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۹م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالرؤوف محمد سالم (۱۳۲۶ – ۱۲۱۸ه = ۱۹۲۰ – ۱۹۹۷م) عالم أزهري مقرئ.

ولد في سرا بيوم بالإسماعيلية، حفظ القرآن الكريم وهو ابن تسع سنين. تخرج في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر قسم القراءات. وكان ذا صوت جيل، له تسجيلات في الإذاعة والتلفاز بصوته. شارك في لجان تصحيح المصحف التابعة للأزهر. درَّس في معهد القراءات بإحدى مدن أفغانستان. استدعته وزارة الأوقاف الكويتية لتعليم علوم القرآن الكريم، واستمر في التدريس بدار القرآن بضاحية عبدالله السالم وإمامًا للسجد ابن حمد في حي القبلة، إضافة إلى التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت، الكويت، ورئاسة لجنة تصحيح المصحف في وزارة الأوقاف. وكان كريم الخلق، قليل الكلام، لا يغتاب أحدًا، يترحم على مشايخه وزملائه

ويذكر فضلهم، واسع الصدر، آية في الحفظ والإتقان، حافظًا للجزرية والشاطبية التي تقع في (١٠١٥) بيت، والطيبة (١٠١٥) بيت. محيدًا للقراءات على المستوى العالي، من الجامعين للقراءات الأربع عشرة، ومن أصحاب الأسانيد العالية. وافته المنية مساء الأربعاء (٢٩) جمادى الأولى، الموافق للأول من تشرين الأول في القاهرة، حيث صدمته سيارة عقب خروجه من المسجد، وكان قد ختم القرآن كاملًا في ذلك اليوم.



عبدالرؤوف محمد سالم رئيس لجنة تصحيح المصحف بوزارة الأوقاف

له كتب في التجويد والقراءات مقررة على طلبة العلم، مثل: الفريد في فن التجويد (٢ج)، وراجع وحقق «الميسَّر المفيد في أحكام التجويد»/ زينب الشرقاوي(٢).

عبدالرؤوف محمد أبو طوق (۱۳۳۳ – ۱۶۱۸ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۹۸م) عالم خطیب.



(۲) المجتمع ع۱۲۷۳، وع ۱۲۷۶ ص٥٦، إمتاع الفضلاء .../۳

ولد في دمشق. ينتسب إلى الشيخ أحمد الرفاعي مؤسِّس الطريقة الرفاعية. درس في حلقات المحدِّث بدر الدين الحسني وتلميذه على الدقر. خطب في عدة جوامع بدمشق. انتخب نائبًا عن الغوطتين، وعضوًا في مجلس الأمة أثناء الوحدة مع مصر. عُرض عليه منصب الوزارة أكثر من مرة فاعتذر، وقال إنه يستطيع أن يسدي الخدمات للآخرين وهو عضو في المحلس. ألقى مئات الخطب والمحاضرات، وقارع الشيوعيين في نشاط بارز، وطالب بإحياء دور الشريعة في الحياة، وكافح ضد التيارات التي كانت تطالب بعزل الشريعة، درَّس في معهد العلوم الشرعية، وشغل منصب مفتى الحنابلة مدة، وكان أمين سرِّ جمعية أرباب الشعائر الدينية. تعرَّض لمحنة مادية قاسية، فحُرم من أي راتب أو دخل؛ تشفيًا وانتقامًا، حتى فرَّج الله عنه، وكان شجاعًا جريئًا. رحمه الله.

ومما كتب فيه: كفاح منبر: تأملات في حياة الشيخ عبدالرؤوف أبو طوق(١).

عبدالرؤوف بن نجيب الدين فضل الله (١٣٢٥ - ١٤٠٥هـ = ١٩٠٧ - ١٩٨٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالرؤوف بن نعمة الله خان الرحماني (۱۳۲۸ - ۱۶۲۰هـ = ۱۹۱۰ - ۱۹۹۹م) عالم تربوي علامة، خطيب وجيه.



 (١) أعلام مبدعون ص١٤٧، الدعاة والدعوة الإسلامية المعاصرة ١٩٥/١، موسوعة الأسر الدمشقية ١٣٤/١.

من مدينة جندي ناغر في نيبال. درس في الجامعة الرحمانية بمدينة بنارس، ثم مدرسة دار الحديث الرحمانية، وعمل مديرًا لها بعد تخرجه منها، ثم مدرسًا بجامعة سراج العلوم السلفية في نيبال. من كبار علماء نيبال والهند، وكان يمثل علماء أهل الحديث فيهما، من أسرة ثرية وجيهة على الحدود النيبالية الهندية، وكان والده «نعمة الله خان» قد أنشأ مدرسة باسم «سراج العلوم» ووقف عليها أراض واسعة، وخلفه ابنه هذا فوسَّع نطاقها، وفتح فيها أقسامًا وكليات، حتى سميت بالجامعة نظرًا لبرامجها ونشاطاتها. وكان خطيبًا قويًا، استخدم مواهبه في قمع البدع والضلالات في حياة المسلمين، وبذل جهودًا كبيرة في بثّ الوعى والثقافة الإسلامية بين جميع طبقات المسلمين، وكان ذا نظرة عميقة في الدين والتاريخ. وله علاقة وطيدة بالجامعات والمدارس الإسلامية وطبقات العلماء والدعاة والمفكرين في الهند وخارجها، أسَّس المعهد الإسلامي في تولهو ومسجده الجامع، ومدرسة إصلاح المسلمين في نيبال، وعددًا من المساجد والجوامع. وقد احتير عضوًا في. المحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وكان عضوًا في العديد من الجمعيات الإسلامية بالهند، وأصدر في المدة الأخيرة محلة شهرية بعنوان «السراج» باللغة الأردية لتكون ترجمانًا له ولجامعته سراج العلوم السلفية. مات في ٢١ شعبان.

له نحو (٥٠) مصنفًا في علوم إسلامية متنوعة، منشورة باللغة الأردية والنيبالية، منها: العلم والعلماء، دلائل التوحيد، إثبات وجود الله (وهو غير السابق؟)، صيانة الحديث، نصرة الباري في بيان صحة البخاري (وهو رد على منكري السنة)، فضائل سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، تحريم الربا والقمار، الحقوق والمعاملات في ضوء التاريخ الإسلامي، أيام الخلافة

الراشدة، الإيمان والأعمال الصالحة (٧٢٧ ص) (وهو يحتوي على المأمورات والمنهيات في ضوء الكتاب والسنة)، أركان الإسلام. وسائرها في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

عبدالزهراء حسين الحسيني (١٣٣٩ - ١٤١٤ه = ١٩٢٠ - ١٩٩٣م) عالم وداعية شيعي خطيب.



ولد في مدينة الخضر التابعة للسماوة بالعراق، قرأ على علماء الشيعة ولازم آغا بزرك الطهراني. تجول في أنحاء العراق والكويت والبحرين وغيرها داعية للتشيع، وكان خطيبًا، مات في دمشق.

من مصنفاته: مصادر نهج البلاغة وأسانيده (٤مج)، شرح شرائع الإسلام للمحقق الحلي (٨مج)، مائة شاهد وشاهد من كلام أمير المؤمنين في شعر المتنبي، مقتل الحسين، الخلاف للشيخ الطوسي (تحقيق)، الغارات للثقفي (تحقيق)، منار الهدى للمحدث البحراني (تحقيق)، الشافي في الإمامة للمرتضى (تحقيق)، أعلام نهج البلاغة لصدر الدين السرفسي (تحقيق)، النجاة يوم القيامة في الإمامة لابن ميثم البحراني (تحقيق)، حديث الكساء (خ)، منتخب معجم الأدباء (خ)".

(۲) البعث الإسلامي ع۳ (ذو القعدة ۱۶۲۰م) ص۹۷ (وفي هذا المصدر ما يفيد أن ميلاده (۱۳۱۹هـ)، العالم الإسلامي ع۴: ۱۳۶۰ ص ۱، صوت الأمة ع۱ (۱۶۲۰هـ) ص ۲۰، وغ ۹ (۱۶۲۱هـ) ص ۱۵، وذو الحجة ۱٤۲۷هـ ص ۴، وولادته فيه ۱۳۲۶هـ)، الإعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام ص ۱۱۰.

(٣) شخصيات من الخليج ص٣٣٧، المنتخب من أعلام



#### عبدالزهراء بن حسين الصغير (١٣٣٣ - ١٤٠٩ه = ١٩١٤ - ١٩٨٩م) فقيه إمامي أديب.

ولد في النجف، نشأ على والده الأديب «حسين بن علي شبير الخاقاني»، حضر الأبحاث العالية على إبراهيم الكرباسي، درّس وتنقل في وظائف تربوية، عاد إلى النجف مشاركًا في أنديتها العلمية والأدبية، وكان له إلمام بالتاريخ والأدب.

ومن تآليفه: المبدأ والمعاد في معرض الرأي، الحمزة فتى عبدالمطلب، النوم: بحوث وآراء علمية وفلسفية ولغوية، البهائية والبابية بحسس لا عقيدة (خ)، الأدب العربي (خ)، تربية الطفل (خ)، إيليا أبو ماضي في طلاسمه (خ)، الشبيبي في حاضره وماضيه (خ)، قبضة من الأدب المنسي (خ)، ثمار الأقلام (خ)، آلام وآمال (شعر)، في وادي الشعر (٣مج، خ). وغيرها المذكورة في الكملة معجم المؤلفين)(١).

# عبدالزهراء عاتي العيساوي (۱۳۳۱ - ۱۹۸۶ه = ۱۹۱۷ - ۱۹۸۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

الفكر ص٣٤٧، معجم المؤلفين العراقيين ٢٧٤/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٣٢/٥ (و يرد اسمه على مؤلفاته عبدالزهراء الحسيني الخطيب).

(١) مُعجَّم أعلام الفكر والأدب ٧٢٧/٢ (وفيه وفاته: ٨٠١٤هـ)، المنتخب من أعلام الفكر ص٢٤٩، معجم المؤلفين العراقيين ٢٧٤/٢.

#### عبدالزهراء عثمان محمد (۱۳۲۳ - ۱۹۲۵ = ۱۹۶۳ - ۲۰۰۴م) قيادي ومفكر شيعي سياسي. غيَّر اسمه إلى «عز الدين سليم» لتعقبه من قبل النظام.



ولد في البصرة، درس الدين ومارس السياسة مبكرًا، انضم إلى حزب الدعوة (الشيعي). سافر إلى الكويت وعمل هناك مدرسًا، ثم إلى إيران، وانضم إلى عضوية المحلس الأعلى للثورة الإسلامية (الشيعية) المعارضة للحكم في العراق، وبدأ في ممارسة العمل كاتبًا في العديد من الصحف الإيرانية، وحصل على درجة «مجتهد». تعرض للاغتيال، وسُجن (٤) سنوات ثم هرب. انشق عن حزب الدعوة الرئيسي عام ١٤٠٢هـ، وأسَّس حركة الدعوة الإسلامية في البصرة، وقد جذبت العديد من السياسيين المعارضين للنظام، وسرعان ما ذاع صيت حركته في العراق وإيران وغيرهما. في يوليو ٢٠٠٣ تم اختياره من قبل سلطة الاحتلال الأميركي في العراق لشغل عضوية مجلس الحكم الانتقالي. وقد ترأس المحلس في إطار نظام دورية الرئاسة في مطلع مايو (أيار). ومن أبرز أدواره في هذه الفترة أنه سعى إلى إقناع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى التخلي عن المواجهة المسلحة مع قوات الاحتلال وتسريح مليشياته ونزع سلاحها. اغتيل بتفجير سيارة مفخخة تزامنت مع مرور موكبه في أحد مداخل (المنطقة الخضراء) حيث مقر قيادة القوات الأميريكية، يوم الاثنين ٢٨ ربيع الأول، ١٧ أيار (مايو).

ألف نحو (٤٠) كتابًا، منها: الزهراء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، الإمامة في الرسالة الإسلامية (صدر في طهران)، المعارضة السياسية في تجربة أمير المؤمنين عليه السلام. ومؤلفات غيرها ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(").

عبدالزهرة العمّار العماري (١٣٥٩ - ١٩٤٨ه = ١٩٤٠ - ٢٠٠٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالسبحان بن نور الدين البرماوي ( ۱۰۰۰ - ۲۰۰۰م؟ ) ( تكملة معجم المؤلفين )

عبدالستار أحمد الأسدي (٠٠٠ - ٢٠٠٦هـ ) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالستار أحمد الصبيحي (١٣٦١ - ١٤٣٢ه = ١٩٤١ - ٢٠١١م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالستار أحمد فراج (۱۳۳۵ - ۱۴۰۱ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۸۱م) أديب وباحث لغوي محقق.

ولد في قرية أصفون التابعة لمركز إسنا بمحافظة قنا، تخرَّج في المعهد الديني بأسيوط، وحصل على دبلوم اللغة العربية من دار العلوم بالقاهرة، وعلى إجازة التدريس. عمل محررًا في مجمع اللغة العربية، وصار رئيسًا للتحرير فيها، فأمينًا للجنة معجم ألفاظ القرآن الكريم. وقد أثرى اللغة والتراث بعدد من البحوث والمناظرات

 <sup>(</sup>۲) الجزيرة نت، موقع حسين إسماعيل الصدر (۱٤۳۳ه.
 وهكذا ورد اسمه على مؤلفاته وفي «معجم المؤلفين العراقيين»،
 وقد يرد باسم «عبدالزهرة».

المهمة.

وشغل - إضافة لنشاطه الأدبي - وظيفة مسؤول التراث العربي بوزارة الإعلام الكويتية، وساهم في محلة «العربي» ببحوث لغوية وتراثية، وذلك تحت عنوان «صفحة في اللغة».

من أعماله في التأليف والتحقيق: انتصار المنصورة، الورقة لابن الجراح (تحقيق بالاشتراك مع عبدالوهاب عزام)، تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي (تحقيق بالاشتراك مع آخرين)، مآثر الأناقة في معالم الخلافة للقلقشندي (تحقيق، ٣مج)، أشعار الخليع الحسين بن الضحاك (جمع وتحقيق)، شرح أشعار الهذليين للحسن بن الحسين السكري (تحقيق، ٣مج)، الفروع لابن مفلح (تحقیق، ٥مج)، دیوان مجنون لیلی (جمع وتحقيق وشرح)، الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء لأبي الحسن الهلال الصابئ (تحقيق)، نديم الخلفاء، أخبار أبي نواس لأبي هفان المهزمي (تحقيق)، خلق الإنسان/ ابن أبي ثابت (تحقيق)، جمهرة النسب للكلي (تحقيق وتكميل وتنسيق). وله مؤلفات وتحقيقات أحرى ودواوين شعر ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

# الناد العرادة المعاددة المعاد

(١) الفيصل ع٨٤ (جمادى الآخرة ١٠٤١هـ)، معجم البابطين لشعراء العربية، مع إضافات.

#### عبدالستار أمين عاشور بخاري (١٣٢٧ - ١٤٠٢هـ = ١٩٠٩ - ١٩٨٢م) مؤذن مقرئ.

ولد في المدينة المنورة. التحق بالمدرسة العثمانية، أتم حفظ القرآن الكريم وتجويده على الشيخ حسن الشاعر، وتابع تعليمه في حلقات المسجد النبوي الشريف، ودفع به صوته الجميل لأن يُختار مؤذنًا في المسجد النبوي، وبرز قارئًا متميزًا، وقضى معظم أوقاته مستمعًا إلى المقرئين، حتى تشبّع بفنون الأداء في الحركات والسكنات والمخارج. رحل إلى الهند وباكستان وكينيا، وظل في أندونيسيا سبع سنوات، وكان إضافة إلى تجارته بالفصوص في رحلاته أستاذًا بارعًا في تعليم قراءة القرآن وتجويده. وبعد استقراره في المدينة عين نقيبًا للقراء، ثم وبعد استقراره في المدينة عين نقيبًا للقراء، ثم ونئًا بالتكية المصرية (٢).

#### عبدالستار بن بزيغ أبو ريشة (١٣٩٢ - ١٤٢٨ه = ١٩٧٦ - ٢٠٠٧م) رئيس مجلس «الصحوة» في الأنبار بالعراق.



أعلن قبل عام من مقتله تأسيس مجلس صحوة الأنبار، الذي شكله ورأسه في ١٤ سبتمبر، وضمَّ (٤٢) من محافظة الأنبار، وقد شكلت قوات شبه عسكرية من أبنائها لمواجهة تنظيم القاعدة، الذي كان يتخذ من الأنبار مقرًّا رئيسيًا لنشاطاته في العراق.

(٢) طيبة وذكريات الأحبة ٢١١/٢.

وكانت القاعدة قد قتلت والده أيضًا. قُتل في انفجار يوم الأول من رمضان، ١٣ أيلول. واعتبرت أمريكا - المحتلة، مقتله خسارة كبيرة (٢).

عبدالستار حسین زموط (۲۰۰۰ - ۱۶۳۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۰م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالستار خلیف = عبدالستار محمد خلیف

عبدالستار خیر الدین السید (۱۳۳۸ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۱۹ - ۱۹۹۹م) زیر



ولد في طرطوس بسورية، حصل على الدكتوراه في الشريعة من جامعة الأزهر، مفتي طرطوس، مفتي اللاذقية، عضو المجلس الإسلامي الأعلى منذ سنة وزير الأوقاف، عضو في المؤتمرات الإسلامية بشكل دائم، وألقى فيها كلمات، وكتب موضوعات دينية واجتماعية (٤٠).

عبدالستار السيد = عبدالستار خير الدين السيد

(٣) الأهرام ع٢١١٢٤ (٣/٩/٢٦هـ)، الرياض
 ع٣٣٦٦ (٢/٩/٢١هـ).
 (٤) الموسوعة الموجزة ٨٤/١٨٨.

#### عبدالستار طاهر شریف (۱۳۰۶ - ۱۶۲۹ه = ۱۹۳۰ - ۲۰۰۸م) تربوي أكاديمي ومناضل قومي.



من مواليد كركوك بالعراق. أحرز الماجستير والدكتوراه من كلية التربية بجامعة بغداد. انضم إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني عام ١٣٧٨هـ (١٩٥٨م)، وأصبح مسؤول اللجنة المحلية في شوان، غادر كردستان العراق عام ١٤١٧هـ (١٩٩٧م) إلى تركيا، ومنها إلى نيوزيلندا ليستقرَّ فيها وينال جنسيتها، عاد بعد سقوط نظام صدام حسين إلى السليمانية ودرَّس في جامعتها، ثم كان أستاذًا للتربية وعلم النفس ورئيسًا للقسم بجامعة كركوك. واعتبر من القيادات الكردية القدامي، وقد شغل عدة مناصب وزارية في عهد أحمد حسن البكر، منها وزارة الأشغال، والبلديات، والنقل. ثم إنه انشقَّ عن الحزب بعد خلاف طویل مع الملا مصطفی البارزاني، وفي بغداد شكل (الحزب الثوري الكردستاني)، وكان ينقد القيادات الكردية بعنف، البارزانية والطالبانية. اغتيل في كركوك بسبب آراء سياسية نقدية أبداها واستمرَّ عليها يوم الأربعاء ٢٧ صفر، ٥

له مؤلفات بالكردية والعربية، العربية منها: تاريخ الحزب الثوري الكردستاني، الجمعيات والأحزاب والمنظمات الكردية خلال نصف قرن، حول خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٦ - ١٩٨٠م، في الفكر الثوري، المجتمع الكردي: دراسة احتماعية ثقافية سياسية، موجز تاريخ الحزب الثوري الكردستاني،

النمو اللغوي للطفل الكردي، تقويم كتاب القراءة الكردية للحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي (أصله ماجستير)، الذخيرة اللغوية عند الطفل الكردي في منطقة كردستان للحكم الذاتي (أصله دكتوراه) صراع مع الحياة: مذكرات (٢ج)(١).

#### عبدالستار الطويلة (۱۳٤٧ – ۱۹۱۸ه = ۱۹۲۸ – ۱۹۹۸م)

كاتب صحفى، مراسل حربي. ولد في المنوفية بمصر. شارك في الحركة الوطنية وبخاصة في الفصائل الاشتراكية منذ عام ١٣٦٥ه، فقد بدأ يساريًا، وانضمَّ إلى التنظيمات الشيوعية، فاعتقل، وبعد خروجه من السجن لم يعد، بل سعى للتقريب من النظام وإرضائه والسير في ركابه، وتخلَّى عن اليسار. حضر الحروب المصرية كمراسل حربي، وشارك في تغطية أخبار العدوان الثلاثي على مصر، ومن أوائل من كتبوا عن حرب رمضان. أيّد زيارة السادات للكيان الصهيوني، وألَّف كتابًا في ذلك، وحاول فيه أن يجعل من الصلح مع الكيان المذكور خطة من السادات للتصدي للمشروع الصهيوني والقضاء على الدولة الصهيونية على المدى البعيد! وأن التطبيع جزء من هذه الخطة! ولكنه قبِلَ بعد معاهدة الصلح أن يعمل مراسلاً من مصر لصحيفة (معاريف) الإسرائيلية مقابل (٣٠٠٠) دولار شهريًا. وبرَّر كتاباته في الصحف الخليجية ضدًّ الصهيونية بحاجته للمال، وأن أصحابحا لا يؤيدون التطبيع! توفي يوم ٤ شوال، الأول من شباط (فبراير).

من كتبه: أنور السادات الذي عرفته، حرب الساعات الست واحتمالات الحرب

 (١) موقع السومرية نيوز ٢٠١٠/٣/١م، وصفحة عنه في الشبكة العالمية للمعلومات كتبتها سوزان آغا، موسوعة أعلام العراق ٢٧/١، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٥٥٠.



الخامسة، رفض الرفض، المعجزة الألمانية

الحقة، أفغانستان: الحقيقة والمستقبل،

الإنسان الأوربي في الجدّ واللعب، أزمة

الخليج: حرب أم سلام، النور فوق مصر،

السادات في إسرائيل: حرب أم سلام؟،

**عبدالستار عبدالقادر عيروط** (١٣٥٩ - اخفى ١٤٠٠هـ = ١٩٤٠ - اخفى ١٩٨٠م) عالم وداعية نشيط.

ولادته بمدينة بانياس في الساحل السوري. تتلمذ على مشايخ كبار وتأثر بمناهجهم في الدعوة والسلوك، منهم عبدالقادر عيسى، ومحمد الحامد، وسعيد حوى. حصل على درجات عالية ليدخل كلية الطب، لكنه آثر كلية الشريعة، فكان من أوائل من التحق بها، وأخذ عن جلَّة مشايخ دمشق. ولما تقدَّم للتدريس عيَّنه أعضاء حزب البعث في ثانوية البنات ليفتنوه، لكنهم تفاجؤوا بالحجاب الشرعي ينتشر بين الطالبات، فنقلوه إلى ثانوية نائية للذكور، وعندما التحق بالجيش برتبة ملازم قاموا عليه ليحلق لحيته فأبي، وحاولوا إيذاءه لكن الله حماه، وبعدها عيَّنوه في محافظة السويداء حيث الدروز، فعاني الكثير، ولكن الله هدى على يديه بعضهم فتاب وصار من أهل السنة، ثم نُقل إلى (القرداحة) حيث النصيرية، فثبت وصبر كذلك، ومنها إلى اللاذقية،

 (۲) مذكرات الصحفيين في خدمة السلطة ص٥١١، أصدقاء إسرائيل في مصر ص ١٩٠٠. بدأ الكتابة مبكرًا. لم يحترف السياسة، ومع

ذلك دخل السجن بسبب قصة (سيدنا

الخليفة) التي نشرها في مجلة «الموقف

الأدبي» السورية عام ١٣٩٥هـ (١٩٧٥م).

وكان ذا شغف «أسطوري» بالنساء،

وخاصة الفتيات الصغيرات. وقد نشط ثقافيًا. وكان عضو اتحاد الأدباء والكتّاب.

سكن عمَّان، وحضر مؤتمرات أدبية

وثقافية. وتوفي يوم الجمعة ٢٦ رمضان، ٢

له أكثر من (٥٠) كتابًا في الرواية والقصة

والنقد، منها: لا تسرق الورد رجاء، الحبُّ

آب (أغسطس) في مستشفى بكندا.

وكان صاحب همة عالية، ذا شخصية جذابة ومؤثرة، كريم السجايا، متواضعًا، خلوقًا، ينفق كل وقته في الدعوة والتعليم، وقد جعل يومًا للطلاب الشباب يدرسهم الفقه والحديث والتوحيد، ووقتًا للنساء، وآخر للتجار في المعاملات والبيوع. كان يقضى نهاره في المدارس وبعد الدوام في المساجد، وفي الليل مع كتبه وفي عبادة ربه، ويخطب الجمعة ويصدع بالحق، وقد اقتيد مرات من المنبر إلى مراكز الشرطة وسُجن، فحاف البعثيون من ازدياد شعبيته وتأثيره في الوسط الثقافي (الشبابي) فلجأت عصابة تدعى (فتيان على) إلى خطفه من مسجده عام ۱٤۰۰هـ (حزیران ۱۹۸۰م)، وقد قُتل من اعتُقل معه من العلماء والمفكرين وسُلِّمت جثتهم إلى ذويهم، إلا هو لم يعرف خبره حتى تاريخه(١).

عبدالستار عيروط = عبدالستار عبدالقادر عيروط

عبدالستار القدسي (۱۰۰۰ - ۱۹۹۸ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالستار محمد خلیف (۱۳۲۶ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۶۶ - ۲۰۱۱م) روائی وناقد أدبی.



(۱) موقع إخوان ويكي، وموقع رابطة أدباء الشام (استفيد منهما بتاريخ ٢٣٢/٨/٦ هـ)، البعث الإسلامي (رجب ١٠١٤هـ) ص٩٩.

من مصر. عُرف من خلال عمله بجريدة (الوطن) العُمانية التي عمل بها منذ عام ١٤٠٧ه وحتى تاريخ وفاته، وقدَّم فيها قراءات نقدية وتحليلية لجموعة من الإصدارات الأدبية والفكرية. محليًا وإقليميًا، فيها بعضًا من نصوصه وقراءاته، مع مشاركات أدبية في ملحق الوطن الثقافي. وتحسيد مواقفهم، مع محاولات في الانتقال بالرواية من نمط الرواية التقليدية إلى الحداثة. وقد توفي يوم الأحد ١٠ ربيع الأول، ١٣ شباط (فبراير).

رواياته: أبناء العصير المرّ، غريب بين الديار، البحث عن بندقية، المسافرون، قافلة الأحلام<sup>(٢)</sup>.

عبدالستار محمد كاظم (۰۰۰ - ۱٤۳٤ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالستار ناصر الزوبعي (۱۳۲۷ - ۱۶۳۶ه = ۱۹۶۷ - ۲۰۱۳م) فاص



من مواليد بغداد، في حيِّ الطاطران، الذي ذكره في كتاباته. عيِّن في عدة وظائف، منها مدير تحرير مجلة (التراث الشعبي). وقد

 (۲) الجزيرة نت ۲/۱۰/ ۱۲۲۲هـ، معجم الروائيين العرب ص ۲۲۰.

رميًا بالرصاص، نساء من مطر، أوراق امرأة عاشقة، أوراق رجل عاشق، أوراق رجل مات حيًا، بقية ليل، الهجرة نحو الأمس (سيرته الذاتية)، سوق الوراقين، مقهى الشابندر، الشماعية، الكواش، الرغبة في وقت متأخر، حياتي في قصصي: موجز تجربتي في كتابة القصة والرواية، كتابات في القصة والرواية والشعر، وقصص وروايات

عبدالستار بن هيبت كرد (١٣٥٦ - ١٤١٥ه = ١٩٣٧ - ١٩٩٤م) من علماء السنة المشهورين في إيران.

أحرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(T).



ولادته في قرية كزك التابعة لمدينة خاش

(٣) موسوعة أعلام العراق ١٢٨/١، معجم المؤلفين العراقيين ٢٧٨/٢، الحياة ٧٢٠١/٨، موقع ترنيمة عراقية ٢٠٠١٣/٨٣م، وما كتبه إبراهيم خليل العلاف ونشر في (العباسية نيوز) بتاريخ ٢٠٠١٣/٨/٣م.

في بلوشستان. أكمل دراساته الشرعية في مدرسة دار الهدى بإقليم السند في باكستان، وانتفع بحلقات علمائها، أمثال الشيخ عبدالله الدرخواشي، وعبدالغني الجاجروي. وعاد ليقوم بواجباته الدينية، واتصل بكبار العلماء، وسكن مدينة خاش، يعظ أهلها ويرشدهم حتى وفاته. وكان ذا صفات كريمة متواضعًا جدًا، ومرجعًا لمختلف طبقات الجتمع وفئاته، من عوام الناس إلى مثقفيهم وعلمائهم، ويتفقدهم، ويؤثرهم على نفسه. وكان مدرِّسًا ومسؤول مدرسة، ومؤسِّس مسجد وإمامًا وخطيبًا فيه، وجمع العلماء ليعلموا ويرشدوا في مدرسة (مخزن العلوم) التي أسَّسها، فكانت مركزًا دينيًا ومنطلقًا للدعوة والتربية، ويعظ المسؤولين، ويتعاون مع رؤساء القبائل... وتوفي رحمه الله صباح يوم الجمعة ٢ ربيع الآخر، ٧ أيلول<sup>(١)</sup>.

عبدالسلام إبراهيم أمين (١٣٥٦ - ١٤٢١ = ١٩٣٨ - ٢٠٠١م) شاعر غنائي، كاتب درامي للأعمال الإسلامية.



ولد في قرية حازق بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ. حفظ القرآن الكريم وهو في السابعة، وكانت أمنيته أن يلتحق بالأزهر لكنهم رفضوه لصغر سنه. بدأ نظم الشعر وهو في سن الثانية عشرة، حصل على

(۱) ئيسلام وسه رده م ۲۰۱۰/۹/۵ (نقالاً من موقع سني أون لاين).

إجازة في الآداب قسم اللغة العربية من جامعة عين شمس، بدأ الاحتراف من خلال إذاعة الإسكندرية، وكانت أول أعماله: سعد اليتيم، وباب التوبة، والاهتمامه بالتراث العربي والتاريخ الإسلامي بدأ في تقديم بعض السباعيات والمسلسلات، بدأها بسلسلة الخلفاء الراشدين، الأوائل في الإسلام، رحاب الحمد، أسماء الله الحسني، لإذاعة القاهرة. وقدم العديد من الصور الغنائية، بدأها بأغنية «يارب بلدي وحبايبي والمحتمع والناس». وكتب العديد من المسلسلات التليفزيونية الناجحة، من أهمها: عمر بن عبدالعزيز، طومان باي، الأمير الجحهول، رابعة العدوية، ذو النون المصري، هارون الرشيد، ألف ليلة وليلة. واشتهر بكتابته لفوازير رمضان، وقد كتبها لمدة خمسة عشر عامًا، وقام بإعداد البرنامج الثقافي «الشعراء والحب» الذي قدم من خلاله أربعة وعشرين شاعرًا. وكتب أيضًا بعض المسرحيات الغنائية للأطفال، وشارك بكتابة العديد من الأغابي لبعض المسرحيات والعديد من الأوبريتات الغنائية التي تتناول إنحازات مصر في العصر الحديث، وتوفي في ۱۸ ذي القعدة، ۱۱ فبراير، بالقاهرة. طُبع له من دواوين الشعر: موال لست الصبايا، همسات الصبا، جحا في المدينة

إضافة إلى أعماله الأدبية الأخرى: الصديق أبو بكر، يا نار كوني بردًا وسلامًا، زمزم والعذراء، ملحمة الطوفان: قصة نوح عليه السلام<sup>(۲)</sup>.

وقصائد أخرى.

#### عبدالسلام إبراهيم قادربوه (١٣٥٥ - ١٤٠٨ه = ١٣٦٦ - ١٩٨٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (۲) المسرح ع۱۵۸ (يناير ۲۰۰۲م) ص۱۰۱، أهل الفن ص۱۸۹» معجم البابطين لشعراء العربية.

عبدالسلام أحمد الشريف (۱۳۲۸ - ۱۶۱۷ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۹۹م) فنان تشكيلي مبدع ريادي. اسمه الحقيقي: عبدالسلام أحمد محمد



من المنيا بمصر. تخرج من مدرسة الفنون العليا الجميلة ثم درَّس بها، وتولى عمادة المعهد العالي للنقد الفني، رئيس القسم الفني بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، مستشار فني لوزيري الثقافة والسياحة. عضو لجان، أقام العديد من المعارض الفنية خارج مصر. أشرف فنيًا على إخراج العديد من الصحف والمجلات في مصر والبلاد العربية، وحصًّل أوسمة وجوائز، كما عمل أستاذًا في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. وله بحوث جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. وله بحوث عن الفن في الصحافة المصرية والعربية، ومن أعماله الإنشائية: المدرسة الرمزية الزخرفية، حيث كان متخصصًا في الزخرفة. توفي يوم حيث كان متخصصًا في الزخرفة. توفي يوم حيث كان متخصصًا في الزخرفة. توفي يوم

## عبدالسلام أحمد محمد صالح = عبدالسلام أحمد الشريف

(٣) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص١١٥، موسوعة أعلام مصر ص٣٠٣، الفيصل ع٢٤٣ ص١١٥، أهل الفن ص١٨٩، موقع وزارة الثقافة المصرية - قطاع الفنون التشكيلية.

عبدالسلام بن أحمد المنصوري (۱۳٤٣ - ۱٤٣٠ه = ۱۹۲۶ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالسلام أمين = عبدالسلام إبراهيم أمين

عبدالسلام بدوي = عبدالسلام عبدالمجيد بدوي

عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم (1708 - 1870 - 1970 - 1970) عالم حنبلي سلفي نجدي.



ولد في الرياض، أصلهم من قرية حرمة قرب مدينة المجمعة. درس في المعاهد العلمية، رفض منصب القضاء، من شيوخه ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين، حفظ القرآن الكريم على الشيخ شبيب الدويان، وحصل على الدكتوراه في الفقه من جامعة الإمام، حاضر في المعهد العالى للقضاء. اعتنى بكتب الدعوة السلفية تصحيحًا وتحقيقًا. وكان شابًا ذكيًا شجاعًا، جميل الطلعة، حسن المعشر، مهذبًا، مشاركًا في الشأن العام، نشيطًا في الدعوة والمشاركات الإعلامية بوسائلها المختلفة، بحسِّدًا «السلفية» في دعوته وكتاباته بكل ما أوتي من قوة، زمانيًا ومكانيًا، وأعنى الدعوة السلفية في نجد، فهو أبرز من اهتمَّ بمؤلفات سليمان بن سحمان لسان حال الدعوة هناك، وكان مع كبار علمائها لا يحيد عنهم، ولا يلتفت إلى نداءات أحرى

شبابية أو إصلاحية صحوية، بل معنقًا على كل من يخرج عن ذلك. وقد جمعتني به أمسية علم وزيارة، فكان خير أنيس ونعم صاحب، أثنى على بعض ما كتبت وأثنيت على بعض ما كتب الكن أخذت عليه قوله في أكثر من كتاب له ما مفهومه أن العقيدة الإسلامية لا تؤخذ إلا من علماء نجد...!! فإن الله تعالى لم يخص قومًا ولا قبيلة ولا أرضًا بفهم كتابه وسنّة رسوله عباده. توفي في حادث سير وهو في طريقه عباده. توفي في حادث سير وهو في طريقه إلى إلقاء محاضرة بالأحساء، وذلك في يوم الجمعة ١٢ صفر، ٢ نيسان (أبريل)، وخلف ابنة واحدة.



عبدالسلام العبدالكريم (توقيعه)

من مصنفاته المطبوعة: الإعلام ببعض أحكام السلام، إيقاف النبيل على حكم التمثيل، التحفة المدنية في العقيدة السلفية/ حمد بن ناصر آل معمر (تحقيق)، تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام/ سليمان بن سحمان (تحقيق)، التمني، الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية، دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث/ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين (تحقيق)، الصفحات الناضرة في الأبيات الحاصرة، الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية/ سليمان بن سحمان (تحقيق)، ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية، الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب/ حمد بن ناصر آل معمر

(تحقيق)، القول المبين في حكم الاستهزاء بالمؤمنين، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، الأحاديث النبوية في ذم العنصرية الجاهلية... هذا بالإضافة إلى مراجعة وتصحيح كتب أخرى عديدة وخاصة كتب ابن سحمان. وله كتب أخرى مطبوعة ومخطوطة أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

عبدالسلام الترمانيني (۱۳۳۲ - ۱۶۱۰ه؟ = ۱۹۱۳ - ۱۹۹۰م) حقوقي، كاتب صحفي.



ولد في حلب، درس الحقوق، وعمل في الصحافة المحلية، حرَّر في جريدة «النذير» عشرين عامًا، كما حرر في جريدة «الجهاد العربي».

وله كتب، منها: أحداث التاريخ الإسلامي بترتيب السنين (٤) صدرت ط١ منه بعنوان: أزمة التاريخ الإسلامي، (تحقيق شاكر مصطفى وأحمد مختار العبادي)، تقدم العلم وأثره في تطور الحق، حقوق الإنسان في نظر الشريعة الإسلامية، الرق: ماضيه وحاضره، الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام، القانون المدني: الحقوق العينية (مع عبدالجواد السرميني)، القانون المقارن والمناهج القانونية الكبرى المعاصرة، المقارن الروماني، نظرية الظروف الطارئة:

(۱) الوطن السعودية ع۱۲۸۳ (۲۰/۲/۱۶) ۱۵)، الشرق الأوسط ع۰۲۱۰ (۱۲۰/۲/۱۵)، موسوعة أسبار للعلماء ۲۷۷۲، ۱۱۵۲۰ الریاض ۱۳۰۳ (۲۰/۲/۱۵)، وع ۱۱۵۲۲ هـ)، الجزیرة ع۲۰/۲/۱۸)، وع ۱۱۵۲۲ هـ)،

دراسة تاريخية ومقارنة للنظرية في الشريعة الإسلامية والشرائع الأوروبية، الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية(١).

عبدالسلام حبوس = عبدالسلام بن محمد حبوس

عبدالسلام الحر = عبدالسلام بن محمد مفتاح الحر

عبدالسلام الحسانين شهاب (۱۳۲۶ - ۱۳۹۷ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۷۷م) محرر صحفی وکاتب ساخر.



من مواليد طنطا، حصل على العالمية من الأزهر، وراسل بعض الصحف ونشر فيها أزجاله وقصائده وهو طالب، وبعد عمل في الصحافة صار رئيسًا لتحرير عدد من الصحف، منها الكشكول، والراديو (وتحمل داخلها مجلة صغيرة باسم البعكوكة). ومات بالقاهرة.



عبدالسلام الحسانين رأس تحرير مجلة (الكشكول) وغيرها

(١) معجم الجرائد السورية ص٣٥٩. وصورته من موقع وايف للخدمات.

له مقالات ساخرة، وتولَّى إعادة صياغة مؤلفات تراثية تناسب القارئ الحديث، وله ديوان شعر مخطوط (٢٠).

عبدالسلام حسن الشافعي (۱۳۳۰ – ۱۹۹۰هـ) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالسلام حلمي بلال (۱۰۰۰ - ۱۶۲۷ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالسلام حماد إسماعيل (١٣٢٦ - ١٤١٨ = ١٩٠٨ - ١٩٩٧م) عالم أزهري واعظ خطيب.



ولد في كفر إسماعيل التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، تحرَّج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وحصل على التخصص العالي وإجازة الوعظ والإرشاد، وتولى الإمامة والخطابة في عدد من المساجد في أكثر من مدينة، وفي عام ١٣٨٨ه عين إمامًا وخطيبًا لمسجد السيدة زينب لمدى الحياة، وعمل في الوعظ والإرشاد، وكان عضوًا في لجان: جبهة علماء الأزهر، ولجنة الإفتاء بالأزهر، ومجمع البحوث ولجنة الإفتاء بالأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، وإدارة مسجد السيدة زينب، وكان شاعر المدائح النبوية والمناسبات

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.



عبدالسلام حماد عمل إمامًا وخطيبًا لجامع السيدة زينب مدى الحياة

له آلاف الخطب والدروس والمقالات الدعوية، نشر بعضها في الصحف والدوريات كما سجل بعضها للإذاعة والتلفزيون.

وله كتابان مطبوعان ألفهما بالاشتراك مع إبراهيم جلهوم، هما: السيدة زينب رضي الله عنها، معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ودلائل صدق نبوته (٣)

عبدالسلام حيدر = عبدالسلام يوسف حيدر

عبدالسلام حيمر (١٣٦٣ - ١٤٢٩ه = ١٩٤٣ - ٢٠٠٨م) باحث اجتماعي.

من المغرب. حصل على الدكتوراه في الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس من كلية الآداب بجامعة محمد الخامس في الرباط. وكان ذا نشاط أدبي وإعلامي، كتب في مجال الأدب والشعر والمسرح، ونشره في مجلات وطنية ومنابر إعلامية. توفي بالرباط يوم ٢٠ رجب، ٢٣ يوليو. رسالته في الدكتوراه: النخبة المثقفة وإشكالية التحديث: الثابت والمتحول في علاقة النخبة الثقافية المغربية المعاصرة بالدولة ولما طبع له من كتب: في سوسيولوجيا المثقافة والمثقفين، في سوسيولوجيا الخطاب: من سوسيولوجيا النعل، خطاطيف باب منصور (رواية)،

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

مسارات التحول السوسيولوجي بالمغرب.



عبدالسلام الخرشي (۱۳۲۱ - ۱۳۶۱ه = ۱۹۶۲ - ۲۰۱۱م) عالم داعية.



من مراكش. تخرَّج في كلية اللغة العربية بجامعة القرويين، وتفقه في الدين، مارس التدريس، وتابع دراسته فحصل على الدكتوراه في علوم القرآن من جامعة محمد بن عبدالله بفاس، ثم عمل أستاذًا في جامعة القاضى عياض، وتواصل مع (دار القرآن) بمراكش أيضًا، وألقى فيها العديد من المحاضرات. وكان فصيحًا مبينًا، دافع عن الإسلام ومبادئه أمام التيار اليساري والإلحادي وخاصة في السبعينات الميلادية، وصاروا يحسبون له ألف حساب، ويتفادون حضوره ومداخلاته في المحاضرات والندوات واللقاءات. وكان يستحضر النصوص والأشعار بمختلف فنونها، ونشر الثقافة الإسلامية بعزم وتفان. توفي يوم ٣٠ شوال، ۲۸ سبتمبر.

عنوان رسالته في الدكتوراه (وقد طبعت): فقه الفقراء والمساكين في الكتاب والسنة، أو الحلُّ الإسلامي لمعضلة الفقر. وله كتب أحرى(١).

## عبدالسلام بن الخضر الجْبَاري (۱۳۲۳ - ۱۹۰۹ هـ = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۲م) الم.

ولد بمدينة القصر الكبير في المغرب. حفظ القرآن الكريم والمتون، ثم درس في القرويين بفاس، وأجيز من أساتذة، ثم انخرط في سلك التعليم، وعيِّن عضوًا مستشارًا لمجلس الأحباس بتطوان. وكان فقيهًا أصوليًا وفرضيًا مفتيًا، أمَّ بالجامع السعيد ثاني أكبر مساجد القصر خمسين عامًا، وكان عضوًا نشيطًا برابطة علماء المغرب، وعضوًا بلجنة التشريع المنبقة عنها، ورئيسًا شرفيًا لفرع الرابطة بالمدينة.

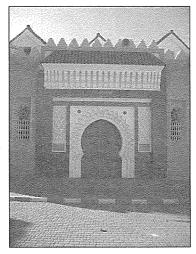

الجامع السعيد أمَّ فيه عبدالسلام بن الخضر الجباري نصف قرن

ترك رسائل وفتاوى فقهية مخطوطة ومجموعة أشعار (٢).

 (١) موقع الرابطة المحمدية للعلماء، ومما كتبه عبدالغني بلوط في (هسبريس) كلاهما بتاريخ ٢٠١١/٩/٢ م.
 (٢) معلمة المغرب ٢٠١/٩/٠.

#### عبدالسلام خليل الجنزوري (١٣٤٢ - ١٤٢٥ه = ١٩٢٣ - ٢٠٠٤م) خطيب ناثر بليغ، فقيه.

من مدينة جنزور غربي ليبيا، نال الشهادة العالمية من جامع الزيتونة بتونس، ودرس على عمر النجار، وعلى الفرياني، وأبي بكر بن لطيف وغيرهم. برع في تعليم الإنشاء وسمِّي «طه حسين ليبيا»! رشح عن بعثة الأمم المتحدة إلى المركز الدولي لرعاية المكفوفين، ودرَّس في المعاهد الدينية، وأفتى، وقدم برامج دينية للإذاعة، وأسَّس النادي الثقافي الوطني عام ١٣٦٨هـ.

#### عبدالسلام داود (۱۳٤۳ - ۱۶۱۵ هـ = ۱۹۲۶ - ۱۹۹۶م)

. يحفى.

تقع في (٤٢) بيتًا<sup>(٣)</sup>.

من مصر. عمل وهو طالب بالجامعة في صحيفة «أخبار اليوم»، وحين تخرج في الجامعة الأمريكية في القاهرة قسم الصحافة انضم إلى مجلة «آخر ساعة»، ومنها انتقل إلى صحيفة «الجمهورية» نائبًا لرئيس تحريرها عام ١٣٧٩هـ، ثم عاد إلى صحيفة «الأخبار» نائبًا لرئيس التحرير، وتفرغ بعد ذلك لكتابة زاويته «علامة استفهام» في الصحيفة نفسها. توفي في ٢٧ صفر، ٤ الصحيفة نفسها. توفي في ٢٧ صفر، ٤

#### عبدالسلام الدجاني (۲۰۰۰ - ۲۰۰۵ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م)

دبلوماسي إعلامي.

من مصر. سفير لدى الأمم المتحدة، رئيس مراكز إعلام هيئة الأمم المتحدة. مات في أمريكا يوم ٤ ذي القعدة، ١٦ ديسمبر.

 <sup>(</sup>۲) الجواهر الإكليلية ص٤٢٦، معجم البابطين لشعراء العربية (وفيه اسمه: عبدالسلام محمد خليل الجنزوري).
 (٤) الفيصل ع١٥٥ (جمادى الأولى ١٤١٥هـ) ص١٢١٠ آفاق الثقافة والتراث س٢ ع٢ (ربيع الآخر ١٤١٥هـ).

#### عبدالسلام الدميني = عبدالسلام قاسم الدميني

#### عبدالسلام الراضي (نحو ۱۳۶۰ - ۱۶۲۱ه = نحو ۱۹۲۱ - ۲۰۰۰م) عدَّاء عالمي.



ولد بأحواز مدينة فاس. انخرط في ناد رياضي، وبرز عداء على الساحة العالمية، فشارك في سباق الأمم بالبرتغال سنة الترتيب العام، وفي السنة التالية أحرز بطولة العالم بإسكتلندا، وشارك في سباقات أخرى، وحصل على أول ميدالية أولمبية مغربية (عربية إسلامية) في تاريخ الأولمبياد، ثم انخرط في ناد فرنسي، وكانت بلدان ترغب أن تمنحه جنسيتها فيرفض، واعتزل الميدان الرياضي، فقضى بقية حياته مهمشًا معدمًا، حتى مات يوم الأربعاء ٢ رجب(١).

#### عبدالسلام رضوان (۱۳۲۰ - ۱۲۲۲ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۱م)

مترجم.

من مصر. حاصل على إجازة في الفلسفة من مصر. حاصل على إجازة في الفلسفة مديرًا لمجلة «عالم الفكر» في الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت. كتب على ظهر كتاب «مسرح الشارع في أمريكا» الذي ترجمه: إنه مسرح اليسار الجديد الذي ارتفعت راياته في العالم الغربي... ولا يزال قادرًا على تقديم المزيد»!

(١) معلمة المغرب ١٢/١٨٣.



عبدالسلام رضوان كان مدير مجلة (عالم الفكر)

من الكتب التي ترجمها وطبعت: مسرح الشارع في أمريكا/ هنري لينك، المعلوماتية بعد الإنترنت طريق المستقبل/ بيل جيتس، ناثان مايرفولد، بيتر رينرسون، معجم علم النفس المعاصر/ أ.ف. بتروفسكي، م. ج. باروثفسكي (لعله المقصود بترجمته)، الإخوان المسلمون/ ريتشارد ميتشيل (مع يُجذب محركو الدمى الكبار في السياسة والإعلام ووسائل الاتصال الجماهيري خيوط الرأي العام/ هربرت شيللر، حاجات نيوط الرأي العام/ هربرت شيللر، حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي/ برنامج الأمم المتحدة، الوفد وخصومه/ ماريوس السياسية لعالمنا المعاصر/ بيترنايلور.

عبدالسلام أبو رقيبة = عبدالسلام الصادق أبو رقيبة

عبدالسلام الزيتوني (١٣٥٣ – ١٣٤٤هـ = ١٩٣٤ – ٢٠١٣م)



من مواليد مدينة مكناس بالمغرب. تابع دراسته في جامعة القرويين، ثم عمل في سلك التعليم، ونال إجازة في اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب بمكناس. نظم الشعر، وكتب نصوصًا مسرحية في صحف ومحلات، وانضمً إلى جمعية البعث الثقافي، كما التحق باتحاد كتّاب المغرب، وكان عضوًا نشيطًا في حزب الاتحاد الاشتراكي، غزير الإنتاج، وصف شعره بأنه رومانسي بنكهة قومية، وقد وصف معالم مدينة مكناس، ومزج بين التراث والحداثة، وحافظ على الإيقاع العروضي. توفي يوم الاثنين ٨ يوليه.

طبع له ديوان واحد: نسيت دمي عندهم. وله ثلاثة دواوين مخطوطة: الأفرانيات، قصائد منسية، بغداديات أيام المحنة (۲).

عبدالسلام سليمان المسماري (١٣٨٦ - ١٤٣٤ه = ١٩٦٦ - ٢٠١٣م) حقوقي ومناضل ثائر.



من مواليد طبرق بليبيا. تخرَّج في كلية القانون بجامعة بنغازي، عمل وكيلًا للنيابة، ثم قاضيًا، استقال بعدها وعمل في المحاماة، ودافع عن أكبر قضية حقوقية ليبية زمن دولة القذافي، وهي قضية تصفية (١٢٠٠) سجين أغلبهم من ذوي التوجهات الإسلامية، في عام ١٤١٧هـ (١٩٩٦م)، وقال لسيف الإسلام القذافي: لا لبيع الخمور في ليبيا. وناصر القضية الفلسطينية، وسيَّر قوافل إلى مدينة غزة إبّان الحرب وسيَّر قوافل إلى مدينة غزة إبّان الحرب

 (۲) موقع اتحاد كتاب المغرب، موقع الموسوعة الكبرى للشعراء العرب (إثر وفاته). المحاسبة، ثم رئيسًا بمكتب مشروع توسعة

الحرم المكى التابع لوزارة المالية. اشتغل

بالأدب والصحافة زمنًا طويلاً، ونشر نتاجه

في معظم الصحف الوطنية، وأشرف على

كتبه: الشعراء الثلاثة في الحجاز: محمد

حسن عواد، حمزة شحاتة، أحمد قنديل،

شعراء الحجاز في العصر الحديث، في

ظلال الصراحة، الموسوعة الأدبية: دائرة

معارف أبرز أدباء المملكة العربية السعودية

(٢مج)، نظرات جديدة في الأدب المقارن

وبعض المساجلات الشعرية (تحرير)، نفثات

من أقلام الشباب الحجازي (بالاشتراك مع

صفحة الأدب بجريدة (الندوة).

عليها عام ١٤٣٠ه (٢٠٠٩). وهو من مؤسِّسى ورئيس ائتلاف ثورة ١٧ فبراير التي أطاحت القذافي وحكومته، في ثورة شعبية عارمة ضدَّه، وصاغ بيانها الأول. وذكر أنه كان من السباقين لتطبيق الشريعة الإسلامية في الحكم، كمصدر وحيد للتشريع، من خلال مطالبته بعقد مؤتمر إسلامي للمناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية، ومع ذلك فقد ورد عنه معارضته لرسيطرة) الإخوان المسلمين على السلطة في البلاد بعد ثورة ١٧ فبراير ٢٠١١م، كما انتقد محاولات الجماعة للسيطرة على المحلس الوطني الانتقالي. ووصف الجموعات المسلحة التي تحاصر الوزارات الليبية بالجماعات المنقلبة على الشرعية في البلاد. كما وصف تنسيقية العزل السياسي (عزل المسؤولين في عهد القذافي) بأنها جسم لا شرعية له ولا يمثِّل الشعب الليبي. قُتل بعد أدائه صلاة الحمعة في مسجد قريب من بيته ببنغازي، ۱۷ رمضان، ۲٦ يوليه (۱)٠

عبدالسلام السميج = عبدالسلام بن محمد السمِيِّج

عبدالسلام الشرايبي (۱۰۰۰ - ۱٤۲۷ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالسلام الشريف = عبدالسلام أحمد الشريف

عبدالسلام الصادق أبو رقيبة (١٣٦١ - ١٤٢٩هـ = ١٩٤٢ - ٢٠٠٨م) قاص.

(۱) الجزيرة نت ۱۶۳۶/۹/۱۸ هـ، الحياة ۲۱ يوليو ۲۰۱۳م، موقع عالم واحد ۲۰۱۳/۷۲۲ م. وتؤخذ المعلومات الواردة عنه بحذر.



من طرابلس الغرب، من قبيلة الحميدات بودًان. حصل على دبلوم في الصحافة من القاهرة، وكان مولعًا بالقراءة منذ صغره. كتب في أغلب الصحف المحلية، وحضر عددًا من المؤتمرات والندوات الأدبية، وقدم للإذاعة برناجًا أسبوعيًا بعنوان: «قصة الأسبوع»، وأسهم في تشكيل الرابطة العامة للصحافة. توفي يوم ١٢ جمادى الآخرة، ١٦ حزيران (يونيو).

مجموعاته القصصية: الثمن، الغرفة المستطيلة، زمن الرجال، لوكربي تجرها عربة. وله مجموعة قصصية مخطوطة(٢).

عبد

آخرين)<sup>(۳)</sup>.

عبدالسلام طاهر الساسي (١٣٣٥ - ١٤٠١ه = ١٩١٦ - ١٩٨١م)



أديب كاتب.

ولد في المدينة المنورة، درس بمدارس الفلاح في مكة المكرمة وجدة، وشغل عدة وظائف فيهما وفي منطقة الأحساء، وعاد إلى الحجاز سنة ١٣٦٠هـ فعيِّن بديوان

(۲) معجم الأدباء والكُتاب الليبيين المعاصرين ١٥١/١، معجم القصاصين الليبيين ٢٨١/١، صحيفة ليبيا اليوم ٢٠٠٨/٦/١٧م.

عبدالسلام عبدالحفيظ عبدالعال عبدالعال عبدالعال (۱۹۹۲ – ۱۹۹۲ میجم المؤلفین)

عبدالسلام بن عبدالقادر بن سودة (م. ۱۳۱۰ – ۱۹۸۰ – ۱۹۹۰ م) مؤرِّخ باحث محقق.



ولد بمدينة فاس من أصول أندلسية، تربى عند حده لأمه وتنقل معه. درس في جامعة القرويين، وعيِّن مدرسًا بمدرسة اللمطين

(٣) معجم المطبوعات العربية: المملكة العربية السعودية (٢) 079. وترجم لنفسه في كتابه «الموسوعة الأدبية» (٦٢/٣ وله ترجمة في معجم مؤرخي الجزيرة العربية ص٦٦) شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب ١١٤/١، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ٥/٢، جريدة البلاد ع٥٧٧ (٤٠٥/١٤).

بفاس، وخطيبًا بضريح المولى إدريس بن إدريس، ثم في خزانة القرويين، وعُزل من جميع الوظائف، لامتناعه من الاعتراف لبعض «الطغاة الرجعين» بالنسب الشريف الذي ادَّعاه في عائلته، كما ذكره في ترجمته لنفسه. ثم تفرَّغ للبحث والتأليف، وخاصة تاريخ المغرب، وعدد آثاره العلمية مع التعريف بها – وقد استفدت من بعضها لهذا الكتاب – وهي:

الدروس النحوية، الزهر من أكمامه في الشطرنج وأحكامه، دليل مؤرخ المغرب الأقصى (٢ج في ١ مج، ٦٣٢ص)، زبدة الأثر عما مضى من الخبر في القرن الثالث والرابع عشر رجعله ذيلًا لكتاب نشر المثابي في أخبار أهل القرن الحادي عشر والثاني لمؤرخ فاس محمد بن الطيب القادري)، إتحاف المطالع بوفيات أهل القرن الثالث عشر والرابع (وهو اختصار زبدة الأثر المذكور، وكالذيل على كتاب التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أحبار المائة الحادية والثانية عشر للقادري المذكور)، ذيل إتحاف المطالع المسمى بالذيل التابع لإتحاف المطالع، إزالة الالتباس من عائلات سكان مدينة فاس، أمثال أهل فاس وما إليها، قضاة مدينة فاس، معجم تأليف رجال المغرب الأقصى (وهو أصل «دليل مؤرخ المغرب الأقصى» ومنه تخرج)، شعر أبي حفص الفاسي الفهري (ت١١٨٨هـ)، تاريخ الطب العربي في عصور دول المغرب الأقصى/ محمد بن أحمد العبدي الكانوني (ت١٣٥٧هـ) (تحقيق وترتيب وتكملة)، مجموعة المقالات التي كتبها، مجموعة الرسائل الواردة إليه من الأساتذة والعلماء تفيد الباحث، لبّ الغبية إلى مكة وطيبة (رحلته إلى الحج عام ١٣٨٣هـ)، سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال (فهرسة شيوخه)<sup>(۱)</sup>.

(١) موسوعة أعلام المغرب ٣٤٨٧/٩، معلمة المغرب

# عبدالسلام بن عبدالله الفاسي (۱۳۱۸ - ۱۹۰۱ه م) فقیه وخطیب رسمی.



من مدينة فاس. درس في جامعة القرويين وتخرَّج على علمائها، وحصل منهم على إجازات، ثم درَّس وفتَّش على الكتاتيب في الشمال، ثم كان وزيرًا للخليفة السلطاني بفاس، فرئيسًا لقسم الشكايات بالقصر الملكي في الرباط، فرئيسًا لجامعة القرويين، وتولَّى خطبة الجامع الكبير بفاس، وكذا خطبة العيدين، ورأس الوفد الرسمي للحج مرَّات، وكان فقيهًا خطيبًا. توفي يوم الأحد مرَّات، وكان فقيهًا خطيبًا. توفي يوم الأحد



عبدالسلام بن عبدالله الفاسي رأس جامعة القرويين له محموعة خطب وتقاييد (٢).

#### عبدالسلام عبدالمجيد بدوي (۰۰۰ - ۲۲۲۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۱م)

إداري سياسي.

من مصر. حاصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة الإسكندرية عام ١٣٨٤ه. وزير برئاسة الجمهورية، سكرتير عام الحكومة. مات في شهر ذي الحجة،

٥١٥٧/١٥، معجم المعاجم والمشيخات ٥٧٤/٢. وترجم لنفسه في آخر كتابه «سل النصال».

(٢) معلمة المغرب ٢/١٩٠٤، قبس من عطاء المخطوط المغربي ١٤٢٨/٤.

يناير .

من مؤلفاته: التطورات السياسية والاقتصادية في العالم العربي، الرقابة على المؤسسات العامة (ويبدو أنه نفسه رسالته الدكتوراه، التي كانت بعنوان: وسائل تحقيق الرقابة والكفاية في المؤسسات العامة: دراسة مقارنة، مع دراسة خاصة بإقليم مصر). وعنوان رسالته في الماجستير: الحدود المتوقعة لتصنيع القطن في الإقليم الجنوبي.

## عبدالسلام العجيلي = عبدالسلام علي العجيلي

## عبدالسلام العشري (٠٠٠ - بعد ١٤١٣هـ = ٠٠٠ - بعد ١٩٩٣م)

أديب وكاتب إسلامي.

من مصر. اهتمَّ بالكتابة في الشخصيات الإسلامية المؤثرة في التاريخ، كما اهتمَّ بالأدب.

من عناوين مؤلفاته التي وقفت عليها: من أمثال العرب (مع محمد عبدالغني حسن)، أبو بكر الصديق، حديجة بنت خويلد، ذو الجناحين جعفر بن أبي طالب، صقر قريش، شجرة الدرّ، صاحب اللواء مصعب بن عمير، العادل عمر بن عبدالعزيز، الغراب المرشد (قصص القرآن للناشئين)، مصر اليوم، يوم الأندلس، يوم الصواري، يوم القادسية (مع محمد عبدالغني حسن)، يوم ذي قار، باحثة البادية. وله كتب يوم ذي قار، باحثة البادية. وله كتب أخرى ذكرتها في (تكملة معجم المؤلفين).



#### عبدالسلام علي العجيلي (۱۳۳۸ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۱۹ - ۲۰۰۱م) أديب وزير.



هو عبدالسلام بن على الويس العجيلي. ولد في الرقَّة بسورية من عشيرة بوبدران، التي يعود أصلها إلى بادية الموصل، وهي من السادة. قرأ الكتب الدينية والقصص الشعبية والأدب العربي القديم، تخرَّج في كلية الطبّ بجامعة دمشق، ومارس مهنته الطبية حتى وفاته، عمل نائبًا للرقة في محلس عام ١٣٦٧هـ، تولى وزارات الثقافة، والخارجية، والإعلام، بين الأعوام ١٣٧٥ - ۱۳۸۲ه (۱۹۵۵ - ۱۹۲۲)، عضو نقابة الأطباء. وقد هجر السياسة من بعد، حيث كان متشائمًا من الوضع والقادة، سيِّئ الظن بهم. وكان تركه لها ممارسة لا فكرًا. وعندما كان برلمانيًا شارك في حرب فلسطين تحت زعامة فوزي القاوقجي، وله ذكريات في ذلك نشرها. وبعد وفاة والده عام ١٣٨٣ه زاول إدارة المزارع والأملاك التي ورثها. ولا تعرف له فضيلة في الدين، لا دعوة ولا كتابة، لكن ذكر - على استحياء - أنه عاش في بيت متدين، وأنه «مارس» الصلاة والصوم منذ سني الصبا الأولى. زار بلدانًا عديدة. وكان أنيقًا، مزحًا، متفائلًا، يجمع بين الجدّ والهزل. أبرز كتاباته في القصة، وخاصة في موضوع الطبّ البشري حيث مهنته، وذكر أنه لم يقلد أحدًا في هذا الفن، وأنه يكتب بعفوية، وأن كثرة التدقيق في كيفية العطاء والإنتاج إذا لم تضرَّ قليلًا بمذه العفوية فهي

آلف ها اللها ق مؤرا تكانى مَنْ وَارْمَا لَعَقُولُ وَثَلَ إِنْ رَارُهُ صر منافع عناه سي ولان ولان لي ايل الم الان الم العد الا ما معالم الأم الله على . أسَّدُلُ عُلَيْمَ وَلَيْءَ الْرَامِينَ الْمُعْرَالُولُ مَ وأشرال لوسيقاً وأما واستدارًا في لذي العمل والعمل مِن ثَمَّةِ لَمَا فَمَ مَلًا . والله مِعَطَلَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

#### عبدالسلام العجيلي (خطه وتوقيعه)

لا تفيد كثيرًا. وكتب تحت أسماء مستعارة في الصحف الدمشقية الأدبية عندما كان طالبًا في الطب. وله قدرة جيدة على الوصف والتعبير بأسلوب فني وموضوعات إنسانية، كأديب وفنان ودبلوماسي وإعلامي، مع ذوق ومتعة يجدها القارئ في كتاباته الواضحة، الملبَّسة ببلاغة رائعة. وقد وصفه نزار قباني «بأنه أروع حضري عرفته البادية، وأروع بدوي عرفته الحاضرة»!. ومن جميل إجاباته عن موقفه ككاتب وقاص من اللغة العامية، قال: لو كتبت قصصًا بلغة عامية لما فهمها أحد خارج المنطقة التي أنا منها... ولكن أبطالي البدويين يتكلمون الفصحى، فيفهمها أبناء منطقتي كما يفهمها المصري والمغربي... مات يوم الأربعاء ٧ ربيع الأول، ٥ نيسان (أبريل)، ودفن بمسقط رأسه.

ومما كتب فيه:

عبدالسلام العجيلي: دراسة نفسية في فن الوصف، القصصى الروائي/ عدنان بن ذريل.

الكشاف التحليلي لما كتبه العجيلي وما كتب عنه/ مصطفى شحادة.

عبدالسلام العجيلي: دراسة ببليوغرافية/ طه

عبدالسلام العجيلي/ محموعة من الكتاب. دراسات في أدب عبدالسلام العجيلي/ تحرير إبراهيم الجرادي.

عبدالسلام العجيلي جوهرة الفرات/ علي

ولحلمي القاعود كتاب فيه ولكنه فُقد . التاريخ والعجيلي/ محمد جدوع.

الخطاب السردي عند عبدالسلام العجيلي: الرؤية والبناء/ أريج

جهاد ارشید (رسالة ماجستیر - الجامعة الأردنية، ١٤٢٣هـ).

له (٥٥) كتابًا أو أكثر تحتوي على (٧٥) قصة قصيرة، وأكثر من (٣٥٠) مقالة ومحاضرة نشرها في محلات محلية وعربية، وأذاع أحاديث في عدة إذاعات، وله ديوان شعر فريد.

ومن كتبه التي وقفت على عناوينها: أجملهن، أحاديث العشيات، أزاهير تشرين المدماة، أشياء شخصية، باسمة بين الدموع، بنت الساحرة، جيش الإنقاذ: صور منه وكلمات عنه، الحبّ الحزين، الحبّ والنفس، حفنة من الذكريات، حكايات طبية، حكايات من الرحلات، ذكريات أيام السياسة، سبعون دقيقة حكايات، عيادة في الريف، الليالي والنجوم (شعر)، المغمورون، وجوه الراحلين. وغيرها من الكتب التي ذكرتها له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### عبدالسلام بن على المسفيوي (3771 - 71312 = 0191 - 79919)

(١) أعلام الأدب العربي المعاصر ٩١٣/٢، موسوعة بيت الحكمة ٣٠٩/١، معجم المؤلفين السوريين ص٣٤٤، من هم العالم العربي ٤١٣/١، الموسوعة الموجزة ٨٧/١٨، معجم البابطين ١٧٢/٣، معجم الروائيين العرب ص٢٦١، الأهرام ع٤٣٦٠٥ (١٤٢٧/٣/٢٨)، الثقافة (سورية) آذار ١٩٩٧م ص١٨، شخصيات ومواقف ص١٢٩، الفيصل ع٢٢ (ربيع الآخر ١٣٩٩هـ)، الأطباء الأدباء/ فخري اللباغ ص١٢١، (١٩١٤م)، أحاديث أدبية ص١٣٣، الحركة الثقافية في محافظة دير الزور ص٤٩. ولعل الصحيح في سنة ولادته سنة ١٣٣٣هـ.

ولادته في قرية الحاجب نايت تمسولت في قبيلة مسفيوة بالمغرب، ونشأ في مراكش. تلقِّي العلم على عدد من الشيوخ بالجامعة اليوسفية، منهم على السباعي، ومحمد المختار السوسي، وعبدالجليل بلقزيز، ثم عمل في القضاء، وفي الجامعة المذكورة، وبعد وفاة الرحالي الفاروقى عيّن مكانه رئيسًا للمجلس العلمي، وشارك في الدروس الرمضانية الحسنية، كما أعطى دروسًا في مسجد ابن صالح، ومسجد ابن يوسف، ومسجد المواسين، الذي تولَّى فيه الخطابة. توفي يوم الثلاثاء ٢٤ ربيع الأولى، ۲۲ سبتمبر<sup>(۱)</sup>.

## عبدالسلام عمر السفياني (١٣٤٠ - ١٤٠٤ه = ١٩٢٢ - ١٩٨٤م)

كاتب صحفى ومسرحي ساخر. من سلا بالمغرب، درس العلوم الشرعية واللغوية على العلماء، واستهوته الكتابة بأسلوب ساخر، فحرَّر في جريدة الرأي العام، وأقلق بكتابته المتميزة خصومه السياسيين، وكتب عدة مسرحيات، وربما شارك في إخراجها وتمثيلها، منها مسرحية «بين نارين». ثم عمل محررًا في جرائد أخرى، وفي الإذاعة، وأصدر جريدة «المطرقة» نقدية هزلية. توفي بالرباط يوم الاثنين ٢٩ شعبان، ٢٨مايو(٢).

#### عبدالسلام فرج = محمد عبدالسلام فرج

#### عبدالسلام قاسم الدميني (3071 - 1971 = 0491 - 17914) (تكملة معجم المؤلفين)

## عبدالسلام القدوائي الندوي (١٣٢٥ - ١٣٩٩هـ = ١٩٠٧ - ١٩٧٩م)

تربوي إسلامي.

ولد بقرية بشهراوان، رائى بريلى، ولاية أترابراديش، من الهند. أسَّس جمعية باسم «إدارة تعليمات الإسلام» خاصة بالمثقفين من المسلمين الذين يتولون وظائف عالية في الدولة ولهم رغبة في فهم القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية. وأصدرت هذه الجمعية صحيفة أسبوعية تحمل اسم «تعمير». وفي عام ١٣٧١ه رأس القسم الديني والدراسات الإسلامية بالجامعة الملية الإسلامية في دلمي، حتى تقاعده، فكان يعلم الشباب ويربيهم ويثقفهم ثقافة إسلامية. وكان شديد الاهتمام بندوة العلماء، وشغل فيها منصب معتمد التعليم، فوجَّه الشباب وزودهم بالمهارات العلمية المطلوبة، واعتنى بوضع المنهج الدراسي للطلبة بما يفيد رفع مستواهم الدراسي والفكري، فكان يزيد ويهذب ويحذف من المناهج حسب التطورات العصرية، وكان ذا بصيرة وعقلية نافذة في جميع محالات الحياة. وفي الأيام الأخيرة من حياته اختير مستشارًا علميًا لجمع دار المصنفين بأعظم كره، فالتفَّ حوله الشباب المثقف وتناولهم بالتربية، وعلمهم الدين والأخلاق، وذكرهم بوظيفتهم في الحياة، ودرَّبهم على التأليف والبحث والدراسة، مع مشاركته في تحرير محلة «معارف» الشهرية. وكان يستشعر المسؤولية، يشتغل أكثر من اللازم بأعماله، ولا يهدأ ما لم يؤدها في أمانة تامة، وكأن آية في الحزم والصلاح والفراسة، وذا أخلاق عالية وفضائل إنسانية. مات في قريته «تولیندی» فی آخر یوم من رمضان. له تآليف قيمة بالأردية، ومما صنفه بالعربية:

(تكملة معجم المؤلفين) عبدالسلام بن محمد الأستاذ ( . . . - 71312 = . . . - 79919)

عبدالسلام الكاملي (۱۳۳۳ - ۱۶۰۳ هـ = ۱۹۱۶ - ۱۹۸۳م)

ولد بحلب، وفيها تلقى علومه الابتدائية

والثانوية. أصدر جريدة «التربية» عام

١٣٦٧هـ (١٩٤٧م)، واستمرت في

الصدور حتى عام ١٣٨٣هـ (١٩٦٣).

كما أسَّس عددًا من النوادي الرياضية(٤).

عبدالسلام بن الكبير المحمدي

( ۱۳۷۰ - ۱۹۵۸ = ۱۹۵۰ - ۱۹۹۸م)

من رواد الفكر السلفى بالمغرب. حفظ القرآن الكريم على الفقيه الحسن أوكراح، وأتقن المبادئ الأولية، درَّس في كلية، ثم التحق بالخزانة اليوسفية، وعمل أخيرًا قيمًا على خزانة خاصة في دار البارود. وقد ضاهى أستاذه المختار علمًا وتأليفًا ونبوغًا، والتزم السلفية فكرًا ومنهجًا. نزل مراكش وبما توفي. اشتهر بريادته وقيادته لخلايا التحرير، وذاق الأمرّين لأجل ذلك. ألف كتابًا مخطوطًا ينتظر من يهتم بطبعه (°).

عبدالسلام محمد خُبُوس (0071 - 77312 = 5771 - 1.179) مقرئ، مدِّرس شرعي.



(٤) الموسوعة الصحفية العربية ١٩٦/١. (٥) المتعة والراحة ١٦٦/١.

(٣) البعث الإسلامي (ذو الحجة ١٣٩٩هـ) ص٩٣، الرائد (الهند) ٨/١١/ ١٣٩٩هـ.

عشرة دروس للعربية (٣).

<sup>(</sup>١) الملتقى المغربي للقرآن الكريم (١٤٣٣هـ).

<sup>(</sup>٢) معلمة المغرب ٥٠١١/١٥.

#### المستهال الرحن الرحييم

المحدسه دب العالمين والصلاة والدم على خاتم الأنبسياء والمركب معيد تامحد وعلى الروصحيه الطبيباي دالطاهرميد، أما بعر

المحتى سعادة الدكتور/محدهدوالدسيدالجعبري ، الموترم . مديرتسم المذميوسير بقناة إمراد المباركة

السلامعلبيكم ورحمك الله و بركا تر

مرسل لغضيلتكم بعصرا لا سلتير التي تشرينية بالترب بسببها . سه النبى حميل الله عليه رسلم - وكاسر في غالبها أنه بسينى وبهيرلتبى صلى به عليه وسلم - ثلاثه وعشر دن واثنان وعشر دن واسفك وأولها طرسير التراءة وأعنى تمراءة لمترزن الكريم كله يتراءة ، عبعص عدعاصم او بالتراوات السبع تماءة على مثاري وكماعانهم وإجارة مكتوبة وملغوظة منهم رهمهم الله رهة واسعة .

قلقته مّراً ثنّ الترآن الكريم وجودة برواية عقى عدماصم على ثيمًا إليني المعلى المعربي المريم وجودة برواية عقى عدماص على ثيمًا عامًا عبد العلادة بالسبع جَراء كوسماعاً مد الشين المعرب الرحمت المدين الشين الموان الديري وأخيه الشين الوانور بدعبه لمرحمت البريري .

#### عبدالسلام محمد حبوس (خطه)

ولد في قرية الجعفرية التابعة لمركز أبي حماد بمحافظة الشرقية في مصر. حفظ القرآن كاملًا بعد أن كتبه على اللوح المصنوع من الزنك، فأجازه شيخه، ثم التحق بكلية أصول الدين، وعيِّن إمامًا وخطيبًا بمسجد الفاكهاني بالقاهرة، ثم انتقل إلى محافظة بني سويف، ودرَّس القرآن الكريم والفقه المالكي، وعيِّن مديرًا لمعهد الإمامة وتدريب الأئمة بمسجد أبى العلا حسان بمحافظة الشرقية، ومديرًا عامًا للأوقاف بعتاقة والجناين بمحافظة السويس، ومدرِّسًا للقرآن والعلوم الشرعية بالمعاهد الدينية، ومكث بالمدينة المنورة عشر سنوات يدِّرس كذلك، ومنها إلى مصر، ثم الكويت، حيث عين إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف، ومدرِّسًا في دور القرآن الكريم والجمعيات واللجان الخيرية، ولم يكن يردُّ أحدًا. وكان عضوًا في نقابة محفِّظي القرآن الكريم وحفّاظه بمصر،

وعضوًا في مشيخة المصرية، المقارئ ومراجعًا للمصاحف بمجمع الملك فهد المصحف لطباعة بالمدينة. الشريف من شيوخه عبدالله بن محمد الصديق الغماري، ومحمد الفاداني، ياسين ومحمود عبدالغفار. توفي يوم ٢٦ ربيع الأول، ٢ أبريل (نیسان).

صدر فيه كتاب بعنوان: تحفة الكرام بذكر حياة وأخلاق الشيخ عبدالسلام / ياسر المزروعي.

مصنفاته: إرشاد العباد إلى طريق الرشاد، الإمدادات الرحمانية، الآثار الإسلامية في السنة النبوية، تعطير الخاطر في علوم الحديث، إدراك المستغيث لعرض أهل الحديث، بحر أنساب الأكابر والأماجد من عرب مصر وعرب العايد، حفص بن أبي داود الذي انجرح به علماء الجرح والتعديل، البزي المفترى عليه، السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، الحيازة في الإجازة، النفحة العطرية في أسانيد الأربعين النووية (۱).

#### عبدالسلام بن محمد الحبيب الجزائري

(۱۳۳۷ - ۱۹۰۰هـ = ۱۹۱۸ - ۱۹۸۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

 (۱) الوعي الإسلامي ع٥٥٥ (٢٠٠٩/٦/١١م)، إمتاع الفضلاء ١٣٤/٣ (ولم يذكر فيه وضع مؤلفاته)، القبس ع٠٩٤١ (١٢٩٩٠هـ).

عبدالسلام بن محمد الخالدي (الخُلْدي) (۱۳۲۱ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۶۱ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالسلام محمد خلیل (۱۳۶۲ - ۱۹۲۵ = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۶م) أديب شاعر، كاتب إسلاميات.



ولد في جترور بليبيا. حصل على العالمية في اللغة العربية وآدابها من جامعة الزيتونة بتونس، درَّس مدة طويلة في عدد من المؤسَّسات العلمية، منها المعهد الديني بطرابلس. حضر دورة لرعاية المكفوفين بمصر، وكان كفيفًا، أسهم في تأسيس النادي الثقافي الوطني بطرابلس، انخرط في الحركة الوطنية، وقدم عددًا من البرامج الثقافية، وكتب عددًا من التمثيليات الثقافية، وشارك في مسابقات أدبية، وحسَّل جوائز.

من كتبه المطبوعة: صرخة مسلم.

وله من المخطوط: صور من أدب العرب، نوافذ الضياء في تاريخنا، في رحاب البلد الأمين، من أسرار هذا الدين، أيتها الوفود الغادية إلى حرم الله، خالد بن الوليد: القائد الذي لم يهزم (مسرحية)، القديس الزاهد (مسرحية)، أمين الأمة (مسرحية)، من الدخيل على السنة (٢٠).

(٢) الأهرام ع٢٨٩٢٤ (١٤٢٥/٣/٢٣هـ)، معجم الأدباء والكُتاب اللبيين ٢٠٠١، المختار من أسماء وأعلام طرابلس الغرب ص١٩٤.

#### عبدالسلام محمد سعيد (... - 77312? = ... - 7..74)

مهندس أستاذ.

من مصر. أستاذ في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وجامعات في الدول العربية، وجامعة كولومبيا، وكمبردج بإنجلترا، وألمانيا، عضو الأكاديمية العلمية بنيويورك، أحد قادة العلم بالموسوعة الأمريكية. حاصل على جائزة الدولة التشجيعية، ووسام الجمهورية.

لعل له مؤلفات لم أقف عليها، ورأيت كتابًا عليه اسمه (ترجمة) صدر في العراق، فلعله المقصود، وهو: مقدمة في المشغلات الدقيقة/ اسينيال، واكليس.

## عبدالسلام محمد السميَّج (۱۳۳۲ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۲۱م)

عالم، مدرِّس شرعی، متصوف.

من مراكش. درس العلوم الشرعية على علماء زمانه، منهم أحمد بن الحاج المحجوب، وأحمد العلمي، ومحمد بن عمر بن نوح الهلالي، ودرَّس كثيرًا، في الجامعة اليوسفية تطوعًا، وفي الرباط، ثم انتدب للتدريس بالمدرسة المولوية في الرباط ليكون أستاذًا للأمراء والأميرات، يدرِّسهم القرآن والتجويد، وينشِّئهم على فضائل الدين، ويعلِّمهم الفقه، مع العمل مستشارًا بالمحلس الأعلى للقضاء، إلى أن توفي بالمدينة المنورة في ۲۲ ذي الحجة.

وله كتب، مثل: تحفة الأنحاب في تسهيل علم الفرائض ومسائله الصعاب، نظم لكتاب التزامات الحطاب يقرب من ٨٠٠ بيت، نظم كتاب الورقات في علم الأصول لإمام الحرمين، شرح على نظم في مصطلح الحديث المعروف بالطرفة، الفوائد الجامعة في عدة مسائل نافعة، تحفة الأنحاب في تسهيل علم الفرائض ومسائله الصعاب، تذكرة الحكام في البحث في الوعد

والالتزام(١).



عبدالسلام محمد صبرة (. 771 - 7731 = 7191 - 71.74) قاض مناضل قيادي.



من مواليد صنعاء، وتلقَّى العلم في جامعها الكبير، واستفاد من مكتبة والده العالم، وسُجِن مرارًا في العهد الإمامي، وعمل رئيسًا لبلدية صنعاء، في ذلك العهد، وعُدَّ (الأب الروحي) لتنظيم الضباط الأحرار الذين قاموا بالثورة على العهد الملكي في ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م، وهمزة وصل بين قيادة حزب الأحرار والحركة الوطنية في الداخل. ثم عُيِّن عضوًا في مجلس قيادة الثورة، وعضوًا في مجلس الرئاسة، وفي المكتب السياسي، ووزيرًا للأوقاف، ووزيرًا لشؤون القبائل، ثم رئيسًا للمجلس الأعلى للمتابعة، الذي

(١) وترجمته من كتاب (الفوائد الجامعة) وتاليه، وتاليه، وله ترجمة في معلمة المغرب ٥١٣٢/١٥، علماء جامعة ابن يوسف ص ۲۵۰.

كان بديلًا لجلس الشورى، ونائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية، ومستشارًا لرئيس الجلس الجمهوري، وتوفي بصنعاء يوم الخميس ١٠ ربيع الأول، ٢ شباط (فبراير). وصدر كتاب: وثائق أولى عن الثورة اليمنية/ عبدالله السلال، عبدالسلام صبرة، عبدالرحمن الإرياني (إجابات للمشاركين الثلاثة خلال ندوة عقدها مركز الدراسات والبحوث اليمني عام ٤٠٤هـ)(٢).

#### عبدالسلام بن محمد عبدالغني الباجقني (۰۰۰ - ۲۲۸ هـ؟ = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالسلام بن محمد العلوي ( . . . - 0131 = . . . - 3 9 9 1 9) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالسلام محمد القباطي (١٣٦٧ - ١٣٩٨م = ١٩٤٨ - ١٩٧٨م) قيادي حزبي مناهض.

ولد في قرية الديمة بمحافظة لحج في اليمن، انتقل إلى عدن، ومنها إلى الحديدة، وحصل على إجازة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ودبلوم من لندن. عاد وترقى في المناصب فكان نائبًا لوزير المالية، فوزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل والشباب، وألقى محاضرات في كلية التجارة بجامعة صنعاء، ورأس مجلس السلم والتضامن، وشارك في تأسيس الحزب الناصري، وأصبح أمينًا عامًا له. كما شارك بفعالية في الإعداد والتحضير لحركة الانقلاب في ١٥ أكتوبر ١٩٧٨م (١٣٩٨هـ) للإطاحة بحكم الرئيس على (٢) من ترجمة كتبها ابن له بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢م ونشرت في

جريدة ٢٦ سبتمبر نت بالتاريخ نفسه، مأرب برس (بالتاريخ السابق)، موسوعة الألقاب اليمنية ٦١٨/٣.

عبدالله صالح، غير أن فشل هذه الحركة أدى إلى إعدام قادتها، ومنهم صاحب الترجمة(١).

عبدالسلام محمد مصطفی (۲۰۰۰ – ۱۶۲۹ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالسلام بن محمد مفتاح أبو الحر (۱۳۵۷ - ۱۶۳۲ه = ۱۹۳۸ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالسلام محمد هارون (۱۳۲۷ – ۱۶۰۸ = ۱۹۰۹ – ۱۹۸۸م) محقق مشهور، أديب وباحث لغوي.



ولد في الإسكندرية. حفظ القرآن في العاشرة من عمره، ودخل الأزهر عام ١٣٣٩ه. درس العلوم الدينية والعربية، وأتم دراسته بدار العلوم العليا. عين مدرسًا أول بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، وفي عام ١٣٧٠ه أصبح أستاذًا مساعدًا بكلية دار العلوم بالقاهرة، ثم رئيسًا لقسم النحو بحاء سافر إلى الكويت واشترك في إنشاء جامعتها، كما أسَّس قسم اللغة العربية وقسم الدراسات العليا ورأسهما حتى عام وقسم الدراسات العليا ورأسهما حتى عام ١٣٩٥ه. اختير عضوًا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة خلفًا للمقعد الخالي بوفاة محمد بالقاهرة خافيًا للمقعد الخالي بوفاة محمد

فريد أبو حديد، وحصل على الجائزة الأولى من مجمع اللغة العربية في التحقيق والنشر، وجائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربي، وأشرف على أكثر من (١٠٠) رسالة ماجستير ودكتوراه. وعندما سئل عمن هو أستاذه قال: «سوف تعجب إذا قلت لك إن ابن عمتي الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر كان أستاذي وكنت أستاذه! كنا نتعاون جميعًا على نشر التراث، أعلِّمه ويعلِّمني. كان مختصًا بالأمور الدينية، وكان إمام أهل الحديث في

عصره... كانت طريقتي مماثلة لطريقته، وطريقته مماثلة لطريقتي».

وكان آخر لقاء صحفي معه في الدوحة، قبل أسبوع واحد من وفاته، نشرته جريدة «المسلمون» في العدد ٢٦٧ (١٩ شعبان، وتوفي بالقاهرة في ٢٩ شعبان، ١٦١ نيسان (أبريل).

أما مكتبته العامرة، التي حوت أنواع العلوم وفنونحا ونوادرها، فقد اشترتما مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، وقد اطلعت عليها، ورأيت له تعليقات وتصحيحات كثيرة على موادها، كتبه وكتب غيره، وكانت نافعة جدًا، تستحق استدراكها لطبعات تالية، وقد تقدمت بطلب إلى إدارة المكتبة لتصفح هذه الكتب جميعًا، ونقل هذه الحواشي والتصحيحات، ومن ثم جدولتها وطبعها في كتاب لتوزيعه، نظرًا لمكانة الباحث وتقييداته النافعة.. قبل أن تصنف وترف وتضيع بين مجاميع الكتب الأخرى، ولكن وتضيع بين مجاميع الكتب الأخرى، ولكن

مناسة ، إذا أكرر مده بشكر يامحود على وفاكمه الانسساد خاب التاريخي الذى مددخله لم يترج منه ، وحريًا على عادتى في المقتلى وابتحقيد ، إذكر لاه سببى بهتمتين لجمير مهم ذكرت سد هؤلاء المقديمة إمكرام حتى سيخى المغنور له المرتئ احيرشاكر. في حد حققت قبله حبراً اسد أدب الكاتب لا في تقييم المذى المعيد المنافية المذى المدة المنافية المن

حَيْثَ وَحَوْ اَسِنَ الِلَّهِ وَإِلَاكُمْ ، وَسَمَا مِمَالُهُ الْعَلَمُ الْمَا لَكُلُوا فَى الْمَالِكُ لَكُوا ف إجائِمَكَ إَجَائِمَكَ إَجَائِمَكَ إَجَائِمَكُ إِجَائِمَكُ إِجَائِمَكُ الْمَالِمُ اللَّهِ وَلَا وَكَالِمُكَ اللّ وَوَفِيْعًا ، والمَدِيمَ عَلَيْمُ وَمِمْ لِمُورِكُا لِمُنْ اللَّهِ عَلَيْمُ وَمِمْ لِمُورِكُا لِمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

عبدالسلام هارون (خطه وتوقيعه في رسالة منه إلى الأديب محمود الطناحي)

وصدر فيه كتاب: الأستاذ عبدالسلام هارون معلمًا ومؤلفًا ومحققًا/ وديعة طه النجم، عبده بدوي. - الكويت: جامعة الكويت، ١٤١٠هـ

وهذه جملة من عناوين تأليفاته: الأساليب الإنشائية في النحو العربي، تحقيق النصوص ونشرها، معجم شواهد العربية.

ومن تحقيقاته: الاشتقاق لابن دريد، إصلاح المنطق لابن السكيت، الأصمعيات (تحقيق مع أحمد شاكر)، أمالي الزجاجي، البيان والتبيين للجاحظ، جمهرة أنساب العرب لابن حزم، الحيوان للجاحظ، خزانة الأدب للبغدادي، رسائل الجاحظ، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، كتاب سيبويه، نوادر المخطوطات، همع الموامع في شرح جمع الحوامع للسيوطي (تحقيق مع عبدالعال سالم مكرم). وكتب أحرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(").

(۲) المسلمون ع۲۲۷ (۱۹/۸/۱۹هـ)، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ع۲۶ (جمادی الأولى - شوال ۱٤٠٨هـ)

عبدالسلام بن محمد یاسین (۱۳۴۷ – ۱۳۴۱ه = ۱۹۲۸ – ۲۰۱۲م) زعیم قیادي إسلامي.



من قبيلة أيت زلطن، من أسرة في الجنوب المغربي تدعى آيت بهي. هرب والده من بلده (حاحا) واستقرَّ في مراكش، فدرس هناك، وتخرَّج في المدرسة التي أسَّسها محمد المختار السوسي، وتفوّق في دراسته، حتى دخل المرحلة الثانوية دون المرور بالمرحلة المتوسطة، في معهد ابن يوسف التابع لجامعة القرويين، كما طالع في الكتب والجلات الجديدة، وتعلم لغات أجنبية، وانتقل إلى الرباط ليتخرُّج في معهد المعلمين، كما حصل على الدبلوم من معهد الدروس العليا للدراسات العليا، وانتقل إلى مراكش أستاذًا للغة العربية والترجمة، فمفتشًا بالتعليم الابتدائي والثانوي في أقاليم مختلفة، وشارك في دورات تدريبية، ولبث في حضن الزاوية البودشيشية ستَّ سنوات، ثم تركها لانحراف فيها. وفي عام ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م) بعث برسالته الشهيرة (الإسلام أو الطوفان) إلى ملك المغرب الحسن الثاني

ص ٣٥٠، مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي/ محمود محمد الطناحي، ص٩٩، وذكر صاحب الكتاب الأخير في الهامش أنه كتب كلمة جامعة عنه، واستقصى فيه كل أعماله المجيدة، ونشرها في ثلاثة أعداد من ملحق التراث بجريدة المدينة في شهري ربيع الآخر وجمادى الأولى ١٤٤١هـ، وبحث طويل فيه كتبه عبدالعال سالم مكرم في المجلة العربية التراث المجمعي ص٩٨١، الجمهورية ع١٤٠٧، الأخبار التراث المجمعي ص٩٨١، الجمهورية ع١٤٧٠، الأخبار ع١٣٦٠، الموسوعة أعلام الفكر الإسلامي ص١٣١، الموسوعة العربية الميسرة ٣٠٥،١، الخاهم مصر في القرن العشرين ص٤٠٠، الأزهر (شوال ١٦٤١هـ) ص١٥٥٠. وخطه من كتاب: مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحي.

مذكرًا وموجهًا وناصحًا، وكانت شاملة قوية المعنى، وبلغت (١٠٠) صفحة. وكوفئ على هذه النصيحة باعتقاله مدة ثلاثة سنوات وستة أشهر دون محاكمة، أمضى جزءًا منها في مستشفى الجانين والأمراض الصدرية! وفي هذه الفترة أعاد الكرَّة عبر كتابة رسالة ثانية باللغة الفرنسية إلى الملك على سبيل الإلحاح في الدعوة والنصيحة. وبعد خروجه واصل مسيرة الدعوة، من خلال إلقاء دروس في المساجد، فمُنع، فتوجُّه إلى التأليف، ونسَّق مع إخوان له لإعلان تأسيس (أسرة الجماعة) عام ١٤٠١ه، وإصدار (محلة الجماعة)، ثم صحيفتي (الصبح) و (الخطاب) وطال كلُّها التضييق والمنع والمصادرة، وأُلقى في السجن مرة أخرى لمدة سنتين بسبب مقاله (قول وفعل) الذي انتقد فيه الملك، وبعد خروجه تواصل حضور أجهزة الأمن ومحاصرتما بيته، إلى أن فُرضت عليه الإقامة الجبرية عام ١٤٠٩ه، التي استمرت أكثر من عشر سنوات، وكان خلالها مواصلًا التأليف والتواصل والدعوة بالسبل المتاحة، وبعد أن تولِّي الملك الجديد (محمد السادس) مهامه توجه برسالة مفتوحة إليه عام ١٤٢٠ه عنوانها (مذكرة إلى من يهمه الأمر). حثَّه فيها على تقوى الله وردِّ المظالم والحقوق التي انتهكت في فترة حكم والده، مع تحديد النصيحة التي وجهها لوالده (الإسلام أو الطوفان). فرُفعت عنه الإقامة الجبرية، وفي اليوم التالي من إطلاق حريته عقد ندوة صحفية بحضور وسائل الإعلام الدولية والوطنية، وتوافدت عليه الوفود من جماعته والدعاة والعلماء، وقام هو بزيارات شملت مختلف مدن المغرب... وقد أخذت جماعته مسميات قبل أن تستقرًّ على اسمها الأخير، من «أسرة الجماعة» إلى «جمعية الجماعة»، فالجماعة الخيرة. وحملت اسم «جماعة العدل والإحسان» في

عام ١٤٠٧ه (سبتمبر ١٩٨٧م) ومرشدها المترجم له، واعتبرتها السلطات غير قانونية. وبقيت العلاقة جامدة بين الجماعة والقصر الملكي بسبب اتخاذ الجماعة مبادرات مناوئة، مثل انخراط أتباعها في حركة ٢٠ فبراير ٢٠١١م تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية عميقة، أدَّت إلى تبني دستور جديد في يوليو من السنة نفسها. وكانت الجماعة المعارضة الوحيدة القادرة على الجماعة المعارضة الوحيدة القادرة على الخشد بأعداد كبيرة في المغرب، ونشطت دينيًا وسياسيًا في المغرب كله على الرغم من حظرها. وقد توفاه الله يوم الخميس ٢٩ من حظرها. وقد توفاه الله يوم الخميس ٢٩ من حظرها.



عبدالسلام ياسين مؤسس ومرشد جماعة العدل والإحسان

ومما كتب فيه وفي دعوته: مشايخ الصوفية: الانحراف التربوي والفساد العقدي: عبد السلام ياسين أستاذًا ومرشدًا/ ذو الفقار عبدالرحمن.

عبدالسلام ياسين والقصر الملكي/ عبدالحميد عوني.

بلغت مؤلفاته (٣٤) كتابًا مطبوعًا، منها: الإسلام بين الدعوة والدولة، الإسلام غدًا، الإسلام أو الطوفان، المنهاج النبوي تربية وتنظيمًا وزحفًا، مقدمات في المنهاج، الإسلام والقومية العلمانية، محنة العقل المسلم بين سيادة الوحي وسيطرة الهوى، تنوير المؤمنات (٢ج)، الإحسان (٢ج)، العدل، مذكرة إلى من يهمه الأمر (ترجمت إلى عدة لغات)، الخلافة والملك، سنة الله، مقدمات لمستقبل إسلامي، إمامة

الأمة. ومؤلفات غيرها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

# عبدالسلام محمود بركات الذهبي (معمود بركات الذهبي (معدد معدد ۱۹۲۹ – ۲۰۱۲م) عالم مفسّر.

ولادته في برما الواقعة في مركز طنطا بمصر. من تلاميذ العلامة الشيخ الأودن. حصل على شهادة الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. درَّس في المعاهد الدينية، وسافر إلى الصومال والجزائر وسوريا مبعوثًا من قبل الأزهر، وعمل أستاذًا بجامعة الإمام بالرياض. توفي يوم الأحد ٢٧ ربيع الأول، ١٩ فبراير.

له: تيسير الرحمن في تفسير سور القرآن، سيدنا سليمان عليه السلام في القرآن الكريم. ويلاحظ أن رسالته في الدكتوراه: سيدنا سليمان عليه السلام بين القرآن والكتب السماوية الأخرى(٢).

#### عبدالسلام بن محمود التركي (۱۳۲۸ - ۱۳۹۷ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۷۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالسلام مختار سنان (۱۳۵۰ – ۱۶۱۸ه = ۱۹۳۱ – ۱۹۹۸م) تربوي شاعر، کاتب إسلامي.



(۱) موقع مدرسة الأستاذ عبدالسلام ياسين ۱۹۳۸/۱۲۹۱، المجتمع ع ۲۰۳۲ (۲۰۱۲/۱۲/۲م)، الجزيرة نت، الموسوعة الحرة، كلاهما بالتاريخ السابق.
(۲) مما كتبه عبدالحميد البطاءي في ملتقي التفسيم في

(۲) مما كتبه عبدالحميد البطاوي في ملتقى التفسير في ۱٤٣٢/٦/٢٠هـ، مع إضافات.

من بالخمس في ليبيا. درس علوم اللغة والفقه وعلم الكلام على الشيخين محمد بن طالب وعبدالنور حيدر الخمسي وأجازاه. حصل على الماجستير في علوم القرآن من جامعة الفاتح. درّس، وأصبح رئيسًا لقسم الوسائل التعليمية، ثم مفتشًا للنشاط التربوي، ورئيسًا للجنة مراجعة المصاحف. نشر نتاجه في جرائد ومجلات ليبية. مات يوم ١٥ ذي القعدة، ١٣ آذار (مارس).

من آثاره العلمية: كلمات للبناء، الباقة (شعر)، رحلة قلم، التهذيب في القواعد والتدريب (كتاب مدرسي). وذكرت له كتب أخرى تحت الطبع(٣٠.

عبدالسلام بن مفتاح ماء العينين (۱۳۲۷ - ۱۶۰۷ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۸۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالسلام المؤذن (۰۰۰ - ۱۹۱۲ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالسلام أبو النجا سرحان (۱۳۳۱ - ۱٤٠٦ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالسلام هارون = عبدالسلام محمد هارون

عبدالسلام هاشم حافظ (۱۳٤۷ - ۱۶۱۵ه = ۱۹۲۹ - ۱۹۹۹م) أديب شاعر كاتب.

(٣) دليل المؤلفين الليبيين ص٢١٤، معجم الشعراء الليبيين ٢٨٤/١، معجم الأدباء والكُتاب الليبيين ٢٨٤/١.





عبدالسلام حافظ شابًا وشيخًا

ولد بالمدينة المنورة، وتلقَّى بها تعليمه حتى الابتدائية، فقد والده طفلًا، ورعاه عمه (عبدالقادر). وفي صغره أصيب نتيجة لحقن إبرة في العضل بما يشبه شلل الأطفال بقدمه اليسرى. تابع تعليمه بالمسجد النبوي، وحالت إصابته بمرض القلب يومها دون سفره لاستكمال دراسته النظامية، وقد درس فنون الأدب إرضاء لهوايته، عمل بقسم المباحث في شرطة المدينة، ومراقبًا للمطبوعات في فرع المدينة المنورة منذ بداية عام ١٣٩٥هـ. كما عمل أمين مكتبة لمكتبة مشروع توسعة المسجد النبوي بين عامى ٧٢ - ١٣٧٤هـ. ولمدة ثلاثة أعوام كان محرر الصفحة الأدبية بجريدة المدينة المنورة، وكانت له مساهمات في الأندية الأدبية. منحته لجنة الشعر العالمية في بريطانيا الميدالية الفضية للشعر عام ١٣٩٤ه. توفي يوم الخميس ٥ شعبان. وكُتب في شعره: شعر عبدالسلام هاشم حافظ: دراسة فنية/ أحمد محمد أحمد فرحات (رسالة ماجستير - جامعة الأمير عبدالقادر الجزائري للعلوم الإسلامية، ٧٢٤١ه).

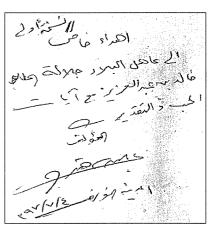

عبدالسلام هاشم حافظ (خطه وتوقيعه)

له أكثر من ٤٠ كتابًا متنوعة، منها: الرافعي وميّ، الصيام عبر التاريخ، الإمام ابن تيمية، مذبح الأشواق(شعر) الأربعون (شعر)، آل سعود والعصر الذهبي، راهب الفكر (شعر)، الأحكام النبوية في الصناعة الطبية (تحقيق)، صواريخ ضد الظلم والاستعمار (شعر)، المدينة المنورة في التاريخ، الأعمال الشعرية الكاملة... ومؤلفات أحرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالسلام ياسين = عبدالسلام محمد باست.

عبدالسلام یوسف حیدر (۱۳۳۱ – ۱۶۱۲ه = ۱۹۱۳ – ۱۹۹۰م) حقوقی وزیر.



(۱) الأربعاء (ملحق المدينة) ١٤١٥/٩/١٦هـ، وبه ملف خاص عنه، الصفحات ٨ – ١١، الموسوعة الأدبية ٥٣/٣٥ شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب ٥٤/١، أفاق الثقافة والتراث ع٨ ص١١٥، شعر من الجزيرة العربية ١٩٩/١ دليل الكاتب السعودي ص١٢٧، دليل الكتاب والكاتبات ص٧٧، تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص٣٣٠. وخطه من كتاب: مكتبة الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

ولد في مدينة يبرود شماليًّ دمشق، والده مفتي القلمون. تخرَّج في معهد الحقوق العربي، عمل مديرًا لعدة نواح، وامتهن المحاماة، وانتخب نائبًا عن القلمون، وعمل رئيسًا لحكمة الجنايات بحلب، وإدلب، ودمشق، ثم وزيرًا للعدل عام ١٣٨٦ه (١٩٦٦ه) ونظم الشعر في مناسبات، وأصدر عام ١٣٥٦ه (١٩٣٧ه) (مجلة القلمون) الأسبوعية، كما أصدر في حمص القلمون) الأسبوعية، كما أصدر في حمص مع قاسم الشاغوري مجلة (الهدى). توفي يوم الجمعة ٣٢ رجب، ١٥ أيلول.

ألَّف في شبابه العديد من المسرحيات والقصص. وترك كتابين مخطوطين: أخلاق القرآن، معجم قرآني(٢).

عبدالسميع عبدالرزاق الجنابي ( ۱۰۰۰ - ۲۰۰۶ م) ( تكملة معجم المؤلفين )

عبدالسميع عبدالله (١٣٣٦ – ١٤٠٦ه = ١٩١٧ – ١٩٨٦م) رسام کارپکاتبر ریادي.



من القاهرة. حصل على إجازة في الفنون. بدأ حياته موظفًا بمصلحة المساحة، وبدأ العمل رسام كاريكاتير عام ١٣٦٥هـ وروز اليوسف، وأخبار اليوم، والشعب، والجمهورية، ودار الهلال. واعتبر رائد المدرسة الحديثة في الكاريكاتير المصري. كان له دور في الحملة ضد الأسلحة (٢) موقع ومضات دمشقية ٢٠١٣/٩/١٠.

الفاسدة، والفساد السياسي والاجتماعي قبل ثورة يوليو، ونقد الثورة في مواضع، وكان يرمز للقصر الملكي بالحذاء، وللثورة بسلسلة «في حديقة الحيوانات» كالأسد والنمر والثعلب. أقام ثلاثة معارض خاصة، واشترك في ١٤ معرضًا دوليًا. توفي يوم ٢٤ ربيع الآخر، ٥ يناير (كانون الثاني).



عبدالسميع عبدالله (خطه)

وكتب القصة، منها مجموعات قصص: عصافير، السلسلة، زئير الحمير، الشراقي، الجدار.

وله خمس مسرحيات، منها: جسر الخوف، المتنبي يجد وظيفة (٣).

#### عبدالسميع محمد أحمد (۰۰۰ - بعد ۱٤۰٤ه = ۰۰۰ - بعد ۱۹۸٤م) باحث لغوي.

من مصر. حصل على الدكتوراه من قسم اللغات الشرقية وآدابها بجامعة القاهرة عام ١٣٨١ه، ثم كان مؤسّس كلية الألسن بجامعة القاهرة، وأستادًا في قسم اللغات الشرقية فرع اللغات السامية القديم بالجامعة المذكورة.

من كتبه: المعاجم العربية: دراسة تحليلية، قوانين الملوك (دراسة عن كتاب «فتح بخشت» الترجمة العربية لكتاب المجموع الصفوي).

وعنوانه رسالته في الدكتوراه: قوانين الملوك الحبشية (<sup>4)</sup>.

 <sup>(</sup>٣) الأهرام ١٤٠٦/٤/٢٥هـ، وع ١٤١٦/١/٧)
 (٨) ١٩٨٦/١/٧)، وع ٤٣٠٣٤ (١٤٢٥/٨/١٧هـ)، أعلام مصر في القرن العشرين ص٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) وهناك من اسمه عبدالسميع محمد أحمد (حسنين) أو (حسانين) وهو متخصص في علوم القرآن، وليس بالمترجم

#### عبدالسميع مصطفى حسين (۱۳۳۲ - ۱۶۱۱ه؟ = ۱۹۱۳ - ۱۹۹۱م) مهندس وخبير إلكتروني.

ولد في القاهرة، حصل على دكتوراه الفلسفة في الهندسة الكهربية من جامعة القاهرة، أستاذ وعميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، رئيس مجلس إدارة مركز بالإسكندرية، أنشأ مجموعة من المدارس بالإسكندرية، أنشأ مجموعة من المدارس والاتصالات، وأنشأ قسم الهندسة النووية أنشأ مركزًا لبحوث المواصلات التخصصية، كما واللاسلكية، وحصل على درجة الزمالة واللاسلكية، وحصل على درجة الزمالة مدى الحياة من المؤسسة الأمريكية للكهرباء والإلكترونيات، ودرجة الزمالة في عشرين مجلة في تخصصات متنوعة، عضو لجان ومجالس.



عبدالسميع مصطفى عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية

له ثلاثة بحلدات باللغة الإنجليزية في محال الاتصالات والإلكترونيات.

ومجموعة من الكتب باللغة العربية تحت عنوان: الإلكترونيات في خدمة الإنسانية. كما نشر نحو (١٠٠١) بحث علمي في أمهات المحلات العلمية والتقنية العالمية والحلية(١)

#### عبدالسميع الندوي (۱۹۱۰ - ۱۹۱۸ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالشكور عبدالفتاح فدا (۱۳٤٣ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۲۶ - ۲۰۰۱م) وجیه، ناشر.



من مكة المكرمة. صاحب «مكتبة النهضة الحديثة» الشهيرة، مع أخيه عبدالحفيظ، وكان يزودها بالمطبوعات من البلاد الإسلامية، مثل مصر وتركيا ولبنان، ونشر كتبًا عديدة، كان يشرف على طبع بعضها وينسِّقها ويكتب ترجمة لمؤلفيها. وكان صاحب خلق رفيع، وحبّ وغيرة على مكة المكرمة، يسعى لخدمتها وحدمة أبنائها بوقته وماله وجهده، وكان أحد وجهائها وأبنائها الأوفياء، وهم يعرفون قدره، ويعترفون بجهوده المخلصة، وقد أوقف كل نشاطاته لمكة، ولا يُرى إلا في محلس علم أو أدب، وكان على درجة كبيرة من الثقافة والعلم والمعرفة، كثير الاجتماع بالعلماء والمثقفين، خبيرًا بالكتب وخصائصها، ذا معرفة بالأسر المكية، ويتعهدها. وقد أثرى مجموعات مكتبة مكة المكرمة من المطبوعات الحديثة والدوريات العلمية القديمة والمخطوطات النفيسة والمصورات النادرة حتى صارت متقدمة على كثير من المكتبات التي سبقتها تأسيسًا، ومات في مكة في شهر ذي الحجة(1).

عبدالشهيد الياسري (۲۰۰۰ - نحو ۲۰۰۵ هـ - نحو ۲۰۰۵) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالصاحب بن جابر المظفر (۱۳۱۸ - ۱۶۰۳ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالصاحب بن حسين العقابي عبدالصاحب بن حسين العقابي (١٣٤٦ - ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالصاحب بن حسین الموسوي (مده ۱۳۲۸ – ۱۹۲۹ هـ = ۱۹۲۹ – ۲۰۰۳م) ناقد أدبي وشاعر قومي.

من مدينة النجف. أُجيز في اللغة العربية من جامعة بغداد، وعمل عدة أعوام في الكويت، ثم أكمل تعليمه العالي فحصل على الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة الأزهر، وعاد فعمل في التدريس وتصنيف الكتب،

له مؤلفات وتحقيقات، منها: حركة الشعر في النجف الأشرف وأطواره خلال القرن الرابع عشر الهجري (أصله دكتوراه)، الشيخ اليعقوبي: دراسة نقدية في شعره (أصله ماجستير)، ديوان السيد باقر الموسوي الهندي (إعداد وتعليق).

ومن دواوينه: أحلام الفجر، المرفأ القديم، خفق الظلال<sup>(٣)</sup>.

عبدالصاحب بن شكر البادرائي (۱۳۳۲ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالصاحب بن عبدالرزاق الملائكة (۱۳۳۰ - ۱۹۸۷ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۸۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (٣) معجم البابطين لشعراء العربية، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/٠٦، معجم المؤلفين العراقيين، ٢٨٢/٢.

(٢) باب السلام ص٢١٨.

 <sup>(</sup>١) الموسوعة العربية الميسرة ٣٠٥،١٦، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢٠٢، موسوعة أعلام مصر
 ٢٠٠٥

#### عبدالصاحب بن عمران الدجيلي (۱۳۳۱ - ۱۶۱۵ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۹۰م) أديب إمامي مؤرخ.



ولد في النجف، نشأ على والده، تردَّد على بعض المكتبات للبحث والاطلاع واهتمَّ بالأدب وتاريخه، وأنتج عدة كتب فيهما، نشر مقالاته الأدبية في الصحف العربية، وكان أديبًا شاعرًا من أساتذة الأدب العربي، وعيِّن في المدارس النجفية، مات خنفًا بيد بعض اللصوص في داره يوم الجمعة ١٢ شعبان، ١٣ كانون الثاني.

ومؤلفاته هي: شعراء العصور (٢مج)، شعراء العراق، أعلام العرب في العلوم والفنون (٢مج)، الشعوبية وشعراؤها، الشعوبية وأدوارها التأريخية في العالم العربي، أنسام وأعاصير (ديوان شعر)، ديوان دعبل الخزاعي (تحقيق)، تخميس مقصورة ابن دريد، في آثار الحسين لموفق الدين الأنصاري (تحقيق)(١).

#### عبدالصاحب بن محمد الحسني (۱۳۲۷ - ۱۶۱۹ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۹۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالصاحب نعمة (۲۰۰۰ – ۱٤۲٦ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) المنتخب من أعلام الفكر ص٢٥٣، معجم المؤلفين العراقيين ٢٨٠/٢، موسوعة أعلام العراق ١٢٨/١، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥٨/٥.

#### عبدالصبور إبراهيم أبو طالب (۰۰۰ - ۱٤۲۷ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالصبور شاهين (۱۳٤٧ - ۱۶۳۱ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۱۰م) عالم لغوي وكاتب ومفكر إسلامي. اسمه الكامل: عبدالصبور شاهين محمد موسى شاهين.



ولد في القاهرة، حاز شهادة الدكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ثم عمل أستاذًا بها، و بقسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالدمام في السعودية، وكان عضو مجلس الشورى، وخبيرًا بمركز التنمية الصناعية للترجمة الآلية، وخبيرًا بمجمع اللغة العربية، حاضرًا في الساحة الفكرية والإعلامية، أحد أبرز وجوه الفكر الإسلامي، والدعوة الإسلامية في مصر والعالم الإسلامي، وأسهم في عقد العديد من الندوات واللقاءات الشعبية والعلمية والأحاديث من خلال أجهزة الإعلام في مصر والعالم العربي، ومثَّل بلده في العديد من المؤتمرات الفكرية والإسلامية، وكان مدافعًا صلبًا عن الإسلام، ومحاورًا فذًا، وذا حجَّة قوية، وثقافة موسوعية عالية، تتلمذ

عليه الآلاف من الطلبة، وعُرف بمعاركه الفكرية في مواجهة القيادات اليسارية والعلمانية، وخاصة نصر أبو زيد، الذي انتهى بصدور حكم قضائى يفرّق بينه وبين زوجته، لردَّته، وهرب إلى الغرب. وكان دائم الظهور على شاشة التلفزيون المصري، حتى تمَّ منعه بقرار سياسي، وقال عن عدم تكريم الدولة له: «مثلى لا يكرم، ولا تطرق الجوائز بابه، لأن باب التكريم معروف، وله غن، ورفضت أن أدفعه، ففارقتني الجوائز إلى غيري ممن قبلوا دفع ثمن جوائزهم خنوعًا وموالاة للحكام». وقد تربّى في مدرسة الإخوان المسلمين، وعمل خطيبًا في جامع عمرو بن العاص أكبر وأقدم مساجد مصر وإفريقيا، ويلقى دروسه الأسبوعية، حتى منعه الأمن، لنقده المتكرر لفساد الحكم ودعوته إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، فاضطر إلى بناء مسجده الخاص، الذي دأب على إلقاء خطبه ودروسه فيه.

ومن أقواله: العلمانية هي إلحاد في جوهرها، ومبدؤها الأول أنه لا حاجة للعالم إلى إله، وإنما العالم يدبّر نفسه بنفسه. هذا المبدأ العلماني هو الذي يدير كل العلمانيين... وقد أثار كتابه «أبي آدم» ضجة، وشذّ في السلام، ولم يتابعه عليها العلماء، وأقام الشيخ يوسف البدري دعوى عليه، فهو الشيخ يوسف البدري دعوى عليه، فهو الأرض أول مرة... وقد ذكر أنه كتبه على المرن أول مرة... وقد ذكر أنه كتبه على القرآنية حول ذلك ومعطيات العلم المعاصرة؟

وكتب العديد من المقالات في الصحف العربية والمحلية، وتوفي يوم الأحد ١٧ شوال، ٢٦ أيلول (سبتمبر).



عبدالصبور شاهين كان خطيب مسجد عمرو بن العاص

ومما كتب فيه وردَّ به على كتابه المذكور: آدم أبو البشر: رد على كتاب عبدالصبور شاهين: أبي آدم/ عبدالله حسين الموجان. وله العديد من المؤلفات، بلغت أكثر من بين الأسطورة والحقيقة، تاريخ القرآن، العربية لغة العلوم والتقنية، في التطور اللغوي، في علم اللغة الحديث، المنهج الصوتي للبنية علم اللغة الحديث، المنهج الصوتي للبنية العربية: رؤية حديدة في الصرف العربي، المسنة والشيعة أمة واحدة، الإنسان المسلم، مفصل آيات القرآن (١٠مج).

وقد ذكر في آخر لقاء معه أنه فسر (٢٢) جزءًا من القرآن على المنبر، وأن ابنه يقوم على جمع هذه الخطب في كتاب. وله كتب ترجمها، وشارك في تحقيقها،

وله كتب ترجمها، وشارك في تحقيقها، وأفردها بالتأليف كذلك، ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالصبور مرزوق (۱۳۲۵ - ۱۶۲۹ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۸م) داعية ومفكر إسلامي.

(۱) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص۲۰۳، الأهرام ع۲۰۲۰ (۱۸/۱/۱۸)، الجزيرة نت (بالتاريخ السابق، واليوم التالي له)، العربية نت (بالتاريخ السابق)، إخوان ويكي (ربيع الآخر ۱۹۲۱هم)، الجمتمع ع۱۹۲۱ إدار ۲۰۱۰/۱۰) والعدد الذي يليه (وفيه آخر لقاء معه).



ولد في قرية بي العرب بمركز الباجور في محافظة المنوفية. حصل على الدكتوراه من دار العلوم بجامعة القاهرة سنة ٢٩٠ه، ثم درّس فيها. كما عمل أستاذًا بجامعة الملك عبدالعزيز (أم القرى) بمكة المكرمة، وكان مديرًا عامًا لرابطة العالم الإسلامي عندما كان هناك. عضو ثم نائب ثم أمين عام مسؤول إدارة التراث في هيئة الكتاب، مسؤول إدارة التراث في هيئة الكتاب، ملير المركز الثقافي في الصومال، شارك في عقدت على امتداد العالم الإسلامية] التي عُقدت على امتداد العالم الإسلامي. وكان شجاعًا على امتداد طنطاوي (شيخ الأزهر). مات محمد سيد طنطاوي (شيخ الأزهر). مات

ومن مؤلفاته العديدة: الأبعاد الغائبة في أزمة الخليج: مدخل إلى واقع الأمة المشحون بالعجز والتخلف، أدب الدعوة في عصر النبوة، جمهورية الصومال، أدب ثورة ١٩١٩م (دكتوراه)، الخطابة السياسية في مصر من الاحتلال البريطاني إلى إعلان الخماية (أصله ماجستير)، رسائل إلى عقل الغرب وضميره: عالمية الإسلام وإنسانيته، العبرة النبوية في القرآن الكريم (دراسة وتصنيف)، صور ضاحكة من نوادر البخلاء، الغزو الفكري: أهدافه ووسائله، معجم الأعلام والموضوعات في القرآن الكريم (٣مج)، الموسوعة القرآنية (٦مج، مع إبراهيم الإبياري)، منهجية التغيير مع إبراهيم في القرآن الكريم، مع الظرفاء

العرب، إليك يا ولدي، ثائر من الصومال: الملا محمد بن عبدالله حسن. ومؤلفات أخرى ذكرت له في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

#### عبدالصبور منیر (۱۳۲۵ - ۱۳۹۷ه = ۱۹۶۶ - ۱۹۷۷م)

شاعر حداثي، لعله شيوعي. من مدينة طهطا عصر. تخرَّح

من مدينة طهطا بمصر. تخرَّج في قسم التاريخ بجامعة الإسكندرية، ودرَّس اللغة الإنجليزية، كما عمل مشرفًا بمكتبة المركز الثقافي السوفيتي بالإسكندرية، وكان عضوًا فيه، واعتقل بسبب انتمائه السياسي، سافر بعد ذلك للعمل في الجزائر، وتوفي إثر حادث هناك.

ورائي مريق الايم الولية والمعناء الولية والمعناء والمعنا

#### عبدالصبور منير (خطه)

طبع له ديوان: نبات الطين والدم.

وله عدد من الدواوين المخطوطة: ما تيسًر من سورة العبور، قصائد إلى شورع دسوق، تغريبة بني مصر، لتسلم الأشرعة للرياح، على عتبات العناق الدائم، مقررات الزمن المهتوك، بانتظار طلوع الروح، كتابة بايكاربولين على حوائط الزنزانة رقم ٢٤ (٣).

 <sup>(</sup>٢) ترجمته - ماعدا مؤلفاته - من كتابه «الأبعاد الغائبة»، موقع مجلة أقلام الثقافية (نقلًا عن الشرق الأوسط).

<sup>(</sup>٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

#### عبدالصمد إسماعيل (1371 - 07312 = 7781 - 0..79) عالم فرَضي.

من بلدة قارة بالقلمون في سورية. درس على علماء دمشق، وخاصة عبدالوهاب دبس وزيت، وأبا اليسر عابدين. أمَّ في جامع الطاووسية، ودرَّس في معهد الفرقان، وكان مرجعًا في الفرائض والمناسخات، يثني على شيوخه ويذكرهم بخير(١).

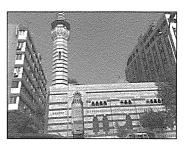

عبدالصمد إسماعيل أمَّ في جامع الطاووسية

## عبدالصمد تركي التركي (١٣٣٩ - ١٤٢٣هـ = ١٩٢٠ - ١٩٩٩م)

دېلوماسى، صحفى، حزبي قومى. ولد في الكويت. درَّس، أرسل في دورات دراسية إلى كلِّ من مصر والجامعة الأمريكية ببيروت. عمل مستشارًا صحفيًا في السفارة الكويتية بالعراق نحو (٢٠) عامًا، ثم مستشارًا صحفيًا لنائب رئيس محلس الوزراء جابر العلي الصباح. وكان مقربًا من السياسي الكويتي عبدالله السعدون، وعضوًا بارزًا في حركة القوميين العرب. وعدَّ واحدًا من مؤسسي نادي المعلمين «جمعية المعلمين الكويتية حاليًا»، كما شارك في تأسيس رابطة الأدباء، وفي وضع لبنة في الحركة المسرحية. نشر مقالات سياسية وأدبية في عدد من المحلات اللبنانية، كالعرفان، والبيان، والبعثة، والبلاد، والناس، وكذلك في عدة صحف كويتية، وشارك في تأسيس محلة «كاظمة» وكان

(١) علماء دمشق وأعيانها ص٥٠٧.

هو مدير تحريرها، وهي محلة شهرية أدبية قومية، صدرت في يوليو ١٩٤٨م وتوقفت في مارس (١٩٤٩م).

من مؤلفاته المطبوعة: لكي لا تنفخوا في رماد، محتمعك هذا، في بيت فاطمة (ترجم إلى عدة لغات).

وكتب مسرحيتين هما: المرأة تصنع المحتمع، المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله.

وله من المخطوط: الإيضاح في غريب القرآن، حتى ينبلج الصبح فتموت خفافيش الظلام، من هنا انطلق الكويت، الوعد.. الرياض، الحسن في مسيرته (٢).

عبدالصمد بن حبيب الله المختار (7371 - V.31a = 7781 - TAP19) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالصمد شرف الدين (1914 - 11316 = 1.91 - 19919)

عالم سلفي، ناشر إسلامي.

ولد في في مدينة بحيمري التابعة لبومباي، ثم استوطن الأخيرة، وتعلم هناك، ودرس المحاماة، وأتقن الإنجليزية والفارسية والعربية، وفتح مكتبًا لتلقى التجار العرب قبل ظهور النفط في منطقة الخليج، كما افتتح مكتبًا باسم «شرف الدين الكتبي وأولاده»، وأنشأ مدرسة لتعليم التجّار اللغة العربية، وهو صاحب «الدار القيمة» في بومباي وبيوندي، التي كانت أول مكتبة في المنطقة للكتب العربية والإسلامية، وركزت على طبع كتب ابن تيمية وابن القيِّم، ووطد صاحبها علاقته بالسعودية ودول الخليج، والتقى بعلماء كثر، ووزَّع منشوراته في أنحاء العالم الإسلامي. وكان يحمل مؤهلات علمية، ونظرة واسعة في المصادر العلمية

(٢) قاموس تراجم الشخصيات الكويتية ص٢٣٥.

والتاريخية. وقد وفق لطبع كتب قيمة من التاريخ الإسلامي والسنة النبوية. توفي في ٢٦ رمضان، الموافق ١٦ شباط (فبراير)(١). ومن بعض أعماله التي وقفت عليها: محموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية (تصحيح وتعليق، فيه تفسير ست سور)، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف/ جمال الدين يوسف المزي؛ معه النكت الظراف على الأطراف لابن حجر العسقلاني (تصحيح وتعليق، ١٤ مج)، سنن النسائي (تحقيق).

عبدالصمد العشاب (AOTI - 7731a = PTP1 - 71.75) إعلامي، أديب، محقق.



من مواليد مدينة طنجة المغربية. لازم حاله العلامة عبدالله كنون وتتلمذ عليه ونظم مكتبته وأدارها من بعده، وعمل في الجال الإعلامي كاتبًا صحفيًا وإذاعيًا، وكان له برنامج إذاعي في إذاعة طنجة بعنوان (أعلام من الشمال)، كما جمع وأرشف ونقح مجموعة من المخطوطات والمؤلفات النادرة لعلماء مغاربة، وارتبط بمدينته خاصة، فكتب عنها وعن أعلامها. وأسس منابر ثقافية، ورأس تحرير مجلات وجرائد. توفي يوم الجمعة ١٦ ربيع الآخر، ٩ آذار

من تآليفه: فهرس مخطوطات مكتبة عبدالله كنون (٥٢٧ص)، إتحاف ذي التشوق والحاجة إلى قراءة سنن ابن ماجه/ محمد

(٣) البعث الإسلامي ع٤ (١٤١٦هـ) ص١٠٠، الإعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام ص ٩٣.

الحفيد عبدالصمد كنون (ت ١٤١٦هـ) (مقابلة وتصحيح)، من أعلام طنجة في العلم والأدب والسياسة، في قلب الحركة الوطنية، ذاكرة الكتابة(١).

عبدالصمد الكنفاوي (۱۳٤٧ - ۱۳۹٦ه = ۱۹۲۸ - ۱۹۷۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالصمد بن محمد سعید فدا (۱۳۲۰ - ۱۴۰۲ ه = ۱۹۰۲ - ۱۹۸۲م) قارئ، کتی.



ولد في مكة المكرمة. عمل لدى والده بمكتبته، ثم استقل وفتح مكتبة خاصة به أمام باب السلام مباشرة، وكانت مشهورة وذات سمعة جيدة بين العلماء وطلبة العلم. وكان من قراء مكة المشهورين، فقد درس في المدرسة الصولتية، وحفظ القرآن عن ظهر قلب، وتخصّص في القراءات، وكان فا صوت جميل، وعُرف بقراءته الحجازية المتميزة، وله تسجيلات عديدة في الإذاعة السعودية سجلها في جدة عندما انتقل إلى هناك، وبما مات في ٢٨ رمضان (٢).

عبدالصمد محمد الكاتب (۲۰۰۰ - ۱۶۳۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) المساء، أنباء طنجة.. إثر وفاته.

(٢) باب السلام ص١٩٩.

عبدالصمد بن محمد كامل حيزة (١٣٥٦ - بعد ١٤١٩ه = ١٩٣٧ - بعد ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبد طالب البطّاط (۰۰۰ - ۱٤٣٣هـ = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالظاهر عبدالكريم حسين (١٣٣٤ - ١٤١٣ه = ١٩١٥ - ١٩٩٢م) عالم أزهري جليل.



ولد في قرية عُنَيبس بمركز جهينة في محافظة سوهاج. حفظ القرآن الكريم. تخرج في كلية أصول الدين بالأزهر وتتلمذ على شيخه الشافعي الظواهري، وظلَّ يردد اسمه حتى قبيل وفاته. حصل على العالمية مع الإجازة في التدريس. درَّس في الأزهر، وعمل وكيلًا لمعهد سوهاج الديني، ثم عين شيخًا لمعهد ديني، ومفتشًا عامًا، فمديرًا لمنطقة القاهرة الأزهرية، فمديرًا للتعليم الثانوي، ثم مستشارًا للتوجيه والمناطق، فمديرًا عامًا لتفتيش العلوم العربية والدينية، ثم نائبًا لمدير المعاهد الأزهرية، وبعد انتهاء خدمته انتدب أستاذًا بكلية البنات الإسلامية. وكان عالمًا موسوعيًا، لم يشغله تخصصه في علوم اللغة والدين عن ثقافة العصر، فكان قاربًا نهمًا، ولا يدع مؤلفًا دون تعليق أو تصويب أو إضافة، تشهد بعذا مكتبته التي تملأ أرجاء داره الفسيحة، وتشغل دورًا

كاملًا، وتضمُّ الآلاف من الكتب في علم النفس، والاجتماع، والسياسة والقانون، والأدب، والفلسفة، والعلوم، والمذاهب الاجتماعية الحديثة، فضلًا عن أمهات كتب التفسير والحديث، والفقه، والأصول. وله تعليقات وكتابات مطولة على هذه الكتب، وعلى مؤلفات المستشرقين منها خاصة. وكان ذا نشاط ملموس في الأزهر، والمعاهد، ومجمع البحوث الإسلامية، والجالس القومية المتخصصة، والمحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وشارك في الندوات والمؤتمرات وقوافل التوعية الدينية. وأنشأ في قريته معهدًا دينيًا، ويكلف بكتابة تقارير عن مدى صلاحية بعض الكتب للنشر والتداول، ويوصى بعدم مصادرتما، ويرى أن الفكر لا يحارب إلا بالفكر، وكان قد عمل في لجنة القرآن والسنة في المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فأسهم في إخراج أمهات الكتب الإسلامية للنور. وخدم الأزهر خمسين عامًا. ومات ظهر الأربعاء ١٠ ربيع الآخر، الموافق للسابع من أكتوبر.

ومما طبع له من الكتب: أحاديث مختارة، المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبدالجبار (في ٢٠ مج، حقق منه الشيخ ١٣ جزءًا)، الدرر في تناسب الآيات والسور لابن حجر (تحقيق، لعله مطبوع)، الإشارات الإلهية في المباحث الأصولية للعلامة الطوفي (تحقيق).

ومن مخطوطاته: مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل للحُرَالي، رسالة الاستقامة للنجاة يوم القيامة للحرالي أيضًا (لم يكمل تحقيقه)، متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار (تحقيق)، نظام الفوائد وتقريب المراد للرائد (تحقيق قسم منه)، شرح الورقات للفركاح (تحقيق لم يكمله)، ديوان شعر (ت).

(٣) الأزهر (رمضان ١٤١٣هـ) ص١٤١٢.

#### **عبدالعاطي حامد** (۱۹۸۰ - ۱۹۸۷ه = ۱۰۰۰ - ۱۹۸۷م) محرر صحفي.



من مصر. نائب رئيس تحرير «أخبار اليوم»، زوج المذيعة التلفزيونية فاطمة الكسباني. مات في حادث.

من عناوين كتبه: حكايتي مع الجنّ والعفاريت، حكاية مصر بين الحقيقة والأكاذيب، كرسي الوزارة، مغامرات صحفى في قاع المجتمع المصري.

وذكر في آخر كتابه «كرسي الوزارة» مؤلفات أخرى له لم أتمكن من قراءتها لأمور فنية.

كما ذكر لنفسه في آخر: «حكايتي مع الحن...» كتبًا تحت الطبع، ولعلها طبعت، وهي: سرُّ البندول الذي يعالج الأمراض، مغامراتي في عالم البزنس، أسرار وطرائف وحكايات عن مهنة البحث عن المتاعب، أقلام النفاق أقلام لكل العصور، للتاريخ فقط من (٦٠ – ٨١).

عبدالعاطي عطية = محمد عبدالعاطي عطية

عبدالعاطي علي سليم (١٣٥٢ - ١٤٢١ه = ١٩٣٣ - ٢٠٠٠م) مدرِّس وواعظ شاعر.



من مواليد قرية منية شننتا عياش بمحافظة الغربية في مصر، حصل على الإجازة العالية من شعبة الدراسات اللغوية في جامعة الأزهر بالقاهرة، ودرَّس اللغة العربية في المحلة الكبرى والصعيد، كما درَّس مدة في سلطنة عمان، وعاد ليدرِّس ثم يصبح موجهًا للغة العربية، إضافة إلى قيامه بالوعظ والإرشاد في مساجد محافظة الغربية، ومات بمدينة الحلة الكبرى.

له عدد من المؤلفات المخطوطة، هي: الحج فقهًا وأسرارًا، حلاوة الإيمان، سورة النور فقهًا وتفسيرًا، فقه الصائم، الجانب الاجتماعي في الإسلام، أضواء على القرآن والسنة، خلق المؤمن، فقه الموت، أعلام الهدى، عبرة من التاريخ (دراسة تحليلية لغزوة الأحزاب).

وكانت له مجموعة من القصائد جمعها نجله في كتاب تحت عنوان: عبدالعاطي علي سليم شاعرًا وأديبًا(١).

عبدالعال أحمد عبدالعال (۱۳۳۸ - ۱۲۱۱ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۵م) عالم مشارك.



(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

شهادتی الماجستیر والدکتوراه من کلیة أصول الدين بجامعة الأزهر في موضوع الحديث الشريف، درَّس في المعاهد الأزهرية مصر، وأعير للتدريس في الكويت والجزائر مع البعثة التعليمية الأزهرية، وأسهم في حركة التعريب بالجزائر بعد جلاء المحتلّ منها، كما درَّس في جامعة قاريونس بالبيضاء في ليبيا، وفي جامعة أم القرى مكة المكرمة، إضافة إلى كلية أصول الدين بجامعة الأزهر حتى وافاه الأجل، وشارك بجهوده العلمية في مركز الشيخ صالح للسنة النبوية المقام بجامعة الأزهر، وتتلمذ عليه الكثير، وأشرف على رسائل علمية. توفي يوم الجمعة ٣ جمادي الآخرة، ٢٧ أكتوبر. تصانيفه: إيضاحات ومعاني على تفسير النسفى (منهجى، ٤ ج)، المنهل الحديث في علم الحديث (٥ جه، بمشاركة موسى شاهين لاشين، درِّس في الأزهر أكثر من ٣٠ عامًا)، أقرب منارة في الأحاديث المختارة (٤ جر)، الحديث في رجال

من مواليد الزقازيق بمصر. حصل على

المختاره (٤ ج) الحديث في رجال الحديث، ركائز على الطريق، المقرر الحديث في مصطلح الحديث (٤ رسائل منهجية في الجزائر)، مباحث في علم المنطق، الموجز الواضح في المنطق الصوري، صفوة البيان في مقارنة الأديان، التكافل الاجتماعي في السنة النبوية (أصله رسالة علمية)، دفاع عن نبي الإسلام. وله كتب مخطوطة ذكرتما في معجم (تكملة معجم المؤلفين)(1).

عبدالعال أحمد عطوة (۰۰۰ - بعد ۱٤۰۸ه = ۰۰۰ - بعد ۱۹۸۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعال الحمامصي = عبدالعال عبداللاه الحمامصي

(۲) مما كتبه صابر عبدالدام في ملتقى أهل الحديث
 ۲۰۰۹/٦/٦

#### عبدالعال السيد بدوي (١٣١٠ - ١٤٠٧ه = ١٨٩٢ - ١٩٩٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعال الصكبان (۱۳۵۱ - ۱۶۰۹ ه = ۱۹۳۲ - ۱۹۸۸م) حقوقی، مجمعی، إداري.



ولد في ناحية البدير بمحافظة الديوانية في العراق. حصل على الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة. عُيِّن مدرسًا للمالية في كلية الحقوق ببغداد، فمديرًا عامًا للميزانية العامة، ثم وكيلًا لوزارة المالية، وانتقل إلى جامعة الدول العربية في مصر، فعمل مديرًا للوحدة الاقتصادية فيها. عاد إلى بغداد ليعمل مستشارًا اقتصاديًا في مجلس قيادة الثورة حتى عام ٤٠٢هـ، ثم تفرغ للتدريس في كلية الإدارة والاقتصاد. اختير عضوًا عاملًا في المحمع العلمي العراقي، وعضوًا مؤازرًا في مجمع اللغة العربية الأردني. كان أحد أعضاء جمعية الاقتصاديين العراقيين، وأسهم في إنماء التنظيمات الإدارية والمالية وعُنى بدراستها، وأنشأ مكاتب للاستشارات الاقتصادية في العراق وفي عدد من الأقطار العربية. شارك في عدد كثير من المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية القطرية والعربية والعالمية، نشر عددًا من المقالات والدراسات في ميدان اختصاصه. من كتبه: الضرائب على التركات: أهدافها وتنظيمها، علم المالية العامة، معنى الاشتراكية العربية، موجز في المالية

العامة، الميزانية والضرائب المباشرة في العراق: دراسة في التشريع المالي العراقي، نحو نظام اقتصادي عربي جديد، أموال عربية: نحو نظام اقتصادي عربي جديد (لعله السابق؟)، ظاهرة التعاون الاقتصادي في الوطن العربي...، مقدمة في علم المالية العامة والمالية العامة في العراق(١).

#### عبدالعال عبدالقادر الصدفي (١٣٥٥ - ١٤٢٤ه = ١٩٣٦ - ٢٠٠٣م) عالم متصوف.

ولد في بلدة صدفا بمحافظة أسيوط في صعيد مصر. نال الإجازة العالمية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، درَّس اللغة العربية، ثم تفرَّغ لنشر العلم والوعظ، فكان خطيب الجمعة بمساجد الأوقاف، وواعظاً مؤثراً، وسلك طريقة التصوف فكان رفاعياً. توفي يوم السبت ٣ صفر، ٥ أبريل.

آثاره العلمية مخطوطة، ستة منها انتهى من إعدادها، و(٢٤) منها تحت الإعداد والمراجعة، والأولى هي: الأسمى في أسماء النبي الأسمى، نفحة من الوهاب لأولى الألباب، الإسراء والمعراج، من وحي الهجرة، الدعاء وليلة النصف من شعبان، الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. وسائرها مذكورة في كتابي «معجم المؤلفين المعاصرين»(٢).

# عبدالعال عبداللاّه الحمامصي (۱۳۵۱ - ۱۹۳۰ ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۰۹م) أديب، قاص، ناقد.

(۱) الجمعيون في العراق ص٣٧، معجم المؤلفين العراقيين ٢٨٣/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٦١/٥، أعلام المجمع العلمي العراقي ص٨٣.

(٢) موقع (أعلام صدفا) على الفيس بوك ٢٠١٢/١٢/٧م.



من مواليد أخميم بمحافظة سوهاج، وانتقل إلى القاهرة عام ١٣٧٠هـ ليعمل في الصحافة. أشرف على القسم الأدبي والثقافي بمجلات: الصباح، العالم العربي، الملال، الزهور، القصة، أكتوبر، وغيرها، وترأس تحرير سلسلة (إشراقات أدبية) التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعُيِّن عضوًا في إدارة اتحاد الكتاب منذ تأسيسه عام ١٣٩٦هـ، ثم أصبح سكرتير عام الاتحاد عام ٤٢٤هـ، وعضو مجلس إدارة جمعية الأدباء.. وغيرها، وحصل على جائزة الدولة للتفوق في الآداب من الجلس الأعلى للآداب، وجوائز أخرى، ومثَّل مصر في العديد من المؤتمرات الأدبية العربية. توفي يوم الجمعة ١٦ شعبان، ٧ آب (أغسطس).

وقدم للمكتبة مجموعة من المؤلفات والأعمال الأدبية والنقدية، منها: هذا الصوت وآخرون، بئر الأحباش، فرحة الأجراس، البوصيري المادح الأعظم للرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن معجزة كل العصور، كتب قرأتها، للكتاكيت أجنحة، راحلون في وجداني، أفكار لأمتي، هؤلاء يقولون في السياسة والأدب، أحاديث حول الأدب والفن والثقافة، أقلام في موكب التنوير، انطباعات غير نقدية (٣).

(٣) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢٠٣، موقع قناديل الفكر والأدب (إثر وفاته)، وموقع أوان، نقلًا من الثقافة (؟) ع.٦٢٨ (٢٠٩/٨/١١).

عبدالعال هلال (۲۰۰۰ - ۲۲۲۱ه = ۲۰۰۰ م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالعالي فراح = عمار فراح

عبدالعزيز الأباصيري العزب (١٣٤٤ - ١٤١٩ه = ١٩٢٥ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز إبراهيم (١٣٧٧ - ١٤٣٣هـ = ١٩٥٧ - ٢٠١٢م) فنان تشكيلي قاص.



من مواليد قرية الغليبة التابعة لمديرية حيفان في محافظة تعز باليمن. حصل على إجازة من كلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان بحصر، وتعلم الموسيقى، وكتب القصة تخرُّجه في وزارة الثقافة، وكان مديرًا للفنون التشكيلية بها، ومخرحًا فنيًا ورسّامًا للمجلات التي تصدرها، ومسؤولًا عن كتاب الطفل، وشارك في معارض داخلية وخارجية. ونال جوائز كثيرة، واختيرت أعمال له للمتحف العالمي للجرافيك. توفي مساء يوم الأحد له خسة كتب للأطفال(۱).

عبدالعزيز إبراهيم عمّار (١٣٥٥ - ١٤٢٢ه = ١٩٣٦ - ٢٠٠١م) مدرّس، أديب، شاعر.

(۱) مما كتبه عارف الدوش في (يمن برس) ۲۰۱۲/۱۱/۸م، الرياض ع ۱۶۵۳۷ (۲۰۹۶/۵).



ولد في محلة دياي بمركز دسوق، حصل على إجازة من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وعلى دبلوم تربوي عال، وآخر في الصحافة والإعلان والوثائق، ودرَّس في أكثر من محافظة، وفي الكويت، وعاد ليكون مديرًا للتعليم في كفر الزيات وطنطا، وقد نظم الشعر مبكرًا. وكتب مقالات.

وله كتب، منها في مجال المسرح: ملحمة الثورة، ملحمة الهجرة، ملحمة مع الأحداث، ذكريات (رواية شعرية). ودواوين: خواطر، خواطري، من وحي سمراء.

غيرها: مختارات من شعر الشعراء، شوقي، ابن العميد، عبدالعزيز البشري(٢).

#### عبدالعزيز أحمد إسماعيل (١٣٦١ - ١٤٣١ هـ = ١٩٤٢ - ٢٠١٠م) مقرئ مفسر.

من مواليد محافظة قنا جنوبي مصر. حفظ القرآن الكريم، وكان من الأوائل في الشهادة الثانوية، فالتحق بكلية اللغة العربية في الأزهر، وحصل على الماجستير والدكتوراه في موضوع إعراب القرآن الكريم من الكلية، والتحق بحيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وأنشأ قسم القراءات بكلية أصول الدين، ونشر علم القراءات من خلال استقطاب علماء القراءات، وعلى رأسهم المقرئ أحمد عبدالعزيز الزيات، الذي كان من أنجب

تلاميذه. سجّل القرآن الكريم برواية قالون عن نافع لإذاعة القرآن الكريم، وكذلك برواية قنبل عن ابن كثير، وقدم دروسًا في اللغة العربية في برنامج حواري بالإذاعة، وأسهم في تأليف التفسير الميسر، الذي قامت وزارة الأوقاف بالرياض بطبعه، حيث كان خبيرًا بمركز البحوث والدراسات الإسلامية بها، وأشرف على رسائل ماجستير ودكتوراه عديدة. وتوفي في ٢٠ دني الحجة، ٢٦ نوفمبر.

له تصانيف في الفقه والقراءات والتفسير، منها: بحث في أحكام إن وأن ودراستها مستقاة في أساليب القرآن الكريم، الجيد في إعراب القرآن الجيد للسفاقسي (تحقيق ودراسة النصف الأول، دكتوراه)(٢).

عبدالعزيز بن أحمد الرفاعي (١٣٤٢ - ١٤١٤ه = ١٩٢٣ - ١٩٩٣م) أديب وباحث محقق، ناشر، راعي الندوة الخميسية.



ولد في بلدة أُملج الواقعة على الشريط الساحلي للبحر الأحمر بين ينبع والوجه، نشأ بمكة المكرمة، والتحق بمدارسها الحكومية، وحضر دروس بعض علماء المسجد الحرام، وتخرج في المعهد العلمي السعودي، وتحل من مكتبات مكة الشهيرة، ونحت لديه الرغبة في شراء واقتناء الكتب، عمل في عدة وظائف إدارية وحكومية، منها مدير

 (٣) جريدة الأسبوع المصرية، ورسالة أون لاين، وبعض الصحف السعودية، إثر وفاته.

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

الإدارة السياسية بديوان رئاسة مجلس الوزراء، وآخرها مستشار بالديوان الملكي، وتقاعد في عام ٤٠٠ هـ وكان آخر مظاهر التكريم له اختياره عضوًا بمجلس الشوري. شارك في تأسيس محلة عالم الكتب، المتخصصة في شؤون الكتاب، وتصدر كل شهرين. كما أنشأ في ٤٠٠ه دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع، وأصدر من خلالها سلسلة المكتبة الصغيرة، وسلاسل ثقافية وأدبية وإسلامية أخرى. وكان عضوًا بارزًا في كثير من المؤتمرات واللجان والمؤسسات الصحفية والإعلامية، وكذلك الهيئات العلمية رفيعة المستوى، سواء داخل المملكة أو خارجها في الوطن العربي، منها: مجلس الإعلام الأعلى، مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، لجنة الإشراف في المحلة العربية، لجنة الإشراف في مجلة التضامن الإسلامي، لجنة تحرير جريدة عرفات الأسبوعية، اللجنة التأسيسية في رابطة العالم الإسلامي، عضو مجمع اللغة العربية بمصر، وبدمشق، كما شارك في عدد من المؤتمرات الأدبية التي عقدت خارج المملكة. وقد عرفته عن كثب، وعشت معه سنوات، وعملت معه، وجلست إليه، وحضرت ندوته، وقلبت كتبه وأوراقه. وكان واسع الثقافة، ملمًا بالأدب العربي والإسلامي، القديم منه والحديث، مطلعًا على التراجم، محبًا للكتب، معروفًا في الساحة الأدبية العامة، وكان له معارف وزملاء في معظم الدول، يراسلهم، ويتابع أخبارهم، فقد كان صاحب وفاء وخُلق، يكافئ من أحسن إليه بأفضل منه. وكان محبًا للتصوف، ولا ينكر على أدباء معتقدهم ولو كانوا منحرفين أو حتى معادين للدين، بل يعاملهم بسواء، ولا يحبُّ تسميات إسلامية لعلوم، مثل (الأدب الإسلامي)، (والإعلام الإسلامي) وما إلى ذلك. وينكر على من يسمّى أدباء بإسلاميين، مثل مصطفى صادق الرافعي

وغيره. وقد أبديت تعجبي من هذا أمامه، ولما ذكرتُ الرافعي وأدبه عرَّض بعلاقته مع (ميّ)...!

خَلَّف مكتبة كبيرة، فيها من الكتب والدوريات النادرة ما لا يوجد في غيرها من المكتبات العامة والخاصة. واستفدت منها، لهذا الكتاب وغيره. وقد باع قسمًا منها إلى جامعة الإمام بالرياض، وقسمًا آخر إلى مكتبة فهد الوطنية، في أثناء حياته، وبقيت التراثية خاصة والمراجع الأدبية. كما ترك آثارًا علمية، المخطوط منها أكثر من المطبوع، وكان قد أمر بترتيبها قبل وفاته بأكثر من سنة تمهيدًا لطبعها، كما عُثر على مخطوطات أخرى له، بعضها كتب كاملة، لم تكن بين المهيأة للترتيب. وكان يحتفظ بكل شيء، ولا يفرِّط بورقة مهما كان شأنها.. وعنده دفاتر المعهد العلمي منذ أيام صباه. وله شعر رقيق، طبع في رسالة صغيرة بعنوان «ظلال ولا أغصان»، وأخرى في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاته - رحمه الله - في جدة، صباح يوم الخميس ٢٣ ربيع الأول، الموافق ٩ سبتمبر (أيلول).

وقد رثاه شعراء، منهم محمد حسن فقي في رباعية له بقوله:

عبدالعزيز رحلت اليوم مؤتزرًا
مـن المـآزر ما يسمو به البشرُ
وكنت أكرم فينا مـن يثير نحى
ومـن يثيروا أحاسيس وندُّكرُ
ونزدهي بيراع كله قبـــس
مــن الرشاد فما يغوي ولا يزروا
يصونه خُلق ما شانـــه عوج
فالـورد منه قويم النهج والصــدرُ

معن مدن بهم الرسنة مرغب م تعديد المعادد المربة ا

عبدالعزيز الرفاعي (خطه وتوقيعه)

وقبل وفاته بأيام صدر كتاب فيه بعنوان: عبدالعزيز الرفاعي أديبًا/ محمد بن مريسي الحارثي.

ورأيت كتابًا مخطوطًا فيه وفي أدبه، تأليف أحد الكتَّاب من مصر، أرسله إليه بالبريد ليعطيه لناشر من السعودية، ولكن توفاه الله قبل أن يقع بين يديه، ولا أعرف ماذا كان من أمره بعد.

وصدر فيه عدد خاص من «الأربعاء»، وهو ملحق أسبوعي يصدر داخل صحيفة (المدينة) الصادرة في جدة، وهو بتاريخ الأربعاء ومعارف كثيرين له، وفيه لكتّاب وأدباء ومعارف كثيرين له، وفيه صوره، وسيرته الخاصة بأقلام مقربين إليه. كما صدر كتاب يصف ندوته ويؤرخ لها بعنوان: ندوة الرفاعي/ عائض الردادي. وللشاعر أحمد سالم باعطب كتاب فيه بعنوان: عبدالعزيز الرفاعي: صور ومواقف ورسالة ماجستير في أدبه طبعت بعنوان: أدب عبدالعزيز الرفاعي: دراسة موضوعية وفية أ إبراهيم بن محمد الشتوي.

وله كتب، منها: اشترك مع أحمد جمال وعبدالله الجبوري في التعليق على كتاب «إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام» لعبدالكريم النهروالي القطبي، خمسة أيام في ماليزيا، حبل طارق والعرب، أم عمارة الصحابية الباسلة، من عبدالحميد الكاتب إلى الكتاب والموظفين، الحج في الأزور: الشاعر – الصحابي – الفارس، الأزور: الشاعر – الصحابي – الفارس، توثيق الارتباط بالتراث العربي، خولة بنت الأزور، زيد الخير، أرطاة بن سهية: حياته وشعره، الرسول كأنك تراه، ظلال ولا أغصان: ديوان شعر، رحلتي مع المكتبات، رحلتي مع التأليف. ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

(١) أدباء سعوديون - الذي أصدرته دار الرفاعي -

#### عبدالعزيز أحمد ساب (١٣٤٨ - ١٤١٢هـ = ١٩٢٩ - ١٩٩٢م) محرر صحفي.



من مكة المكرمة، وأثمَّ فيها المرحلة الثانوية، عمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمدينة، وعضوًا بمؤسسة المدينة للصحافة، ومحررًا بجريدة البلاد، ثم نائبًا لرئيس تحريرها، وتولَّى رئاسة تحرير مجلة «اليمامة» الأسبوعية بالإنابة من العدد المدينة المنورة التجارية الفصلية، وشارك في الأحاديث والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وقد توفي بتاريخ ٧ ذي الحجة، ٨ يونيو، محمس وجهر(۱).

# عبدالعزیز أحمد سلّام (۱۳۳۹ – ۱۹۰۹ هـ = ۱۹۲۰ – ۱۹۸۹م) شاعر غنائی وکاتب سیناریو.

من مدينة حلوان بمصر. نال الشهادة العالمية

من مدينة حلوان بمصر. نال الشهاده العالمية من الأزهر بإلحاح من أبيه، وعلى دبلوم دار العلوم، ودرَّس، ثم اتجه إلى الصحافة. كتب أغاني عديدة، غنى بما مطربون ومطربات،

ص٣٤٣، شعراء عرفتهم ص١٢، الأثنينية ٢٨٣١، من أعلام موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ٢٨٨١، ٤، من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ٢٩١١، دليل الكاتب السعودي ١٢٨، دليل الكاتب ١٨٠٥، موسوعة بيت الحكمة ٢٦١٦، أعلام الأدب والفن ٢٧٤، موسوعة بيت الحكمة ٢٦١٦، أعلام الأدب والفن عالم المخطوطات والنوادر مج٢ ع٢ ص٥، الفيصل ع٢٥٢ ص٧٠، البعث الإسلامي ع٤ (عدد حاص به)، معجم الإسلامي ن ٢٤١٥، معجم الأدباء الإسلامين ٢٤ (عدد حاص به)، معجم الأدباء والسامين ٢٥٤، المعجم الأدباء المعجم الصحفيين في السعودية ٢٠٧١، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ٢٠٧١، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ٢٠٧١،

وكتب للسينما سيناريوهات أفلام، ورأس تحرير محلات: اللطائف المصورة، والعروسة، والنجوم، وهي سيئة جدًا. وكان عضوًا باتحاد الكُتَّاب، وبجمعية المؤلفين والملحنين، ومات في ٣ ربيع الآخر، ٦ يناير(٢).



عبدالعزيز سلام تولى رئاسة تحرير (اللطائف المصورة) وغيرها

عبدالعزيز بن أحمد الماسي (١٣٢٢ - ١٣٩٨ه = ١٩٠٤ - ١٩٧٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالعزيز إسماعيل رباح (١٣٥٤ - ١٤١٩ه = ١٩٣٥ - ١٩٩٨م) ناشر محقِّق.

من دمشق. تخرَّج في كلية الآداب بجامعة دمشق متفوقًا، حضر دروس العلم وحلقاته واستفاد من مجالسة شيوخه، وخاصة الشيخ شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط، وفي ثانويات دمشق وغيرها، وفي الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة درَّس اللغة العربية عدة سنوات، ثم انصرف إلى تحقيق التراث والعناية به سنوات طويلة، بإشراف الشيخ شعيب الذي ربطه به صلة وثيقة، ثم الشيخ شعيب الذي ربطه به صلة وثيقة، ثم حقَّق بنفسه وشارك في تحقيق ومراجعة كثير من الكتب التراثية، أسس «دار المأمون من الكتب التراثية، أسس «دار المأمون المخطوطات، وله رحلات علمية إلى بلاد علمية إلى بلاد علية كثيرة.

ومما حققه: جمال الخواطر في الأدب والنوادر/ محمد بن الحسن السمان الحموي (حققه مع أحمد يوسف الدقاق)، الحسبة

(٢) أهل الفن ص١٩٠، معجم البابطين لشعراء العربية.

في الإسلام/ لابن تيمية، رياض الصالحين/ للنووي (تحقيق مع أحمد الدقاق)، شرح أبيات مغني اللبيب/ عبدالقادر البغدادي (تحقيق مع الدقاق)، معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بيَّنها الرسول صلى الله عليه وسلم/ لابن تيمية، الكافي في تفسير الآيات وإيضاح القراءات(٢).



#### عبدالعزيز الأعظمي العمري (٠٠٠ - ١٤٢٦هـ = ٠٠٠ - ٢٠٠٥م)

مفتى أهل الحديث في الهند.

تخرَّج في جامعة دار السلام، قرأ على مشايخ، منهم عبدالجبار الغزنوي الأمرتسري، ومحمد سليمان المئوي، وعبدالرحمن المباركفوري. درَّس في الجامعة المحمدية والجامعة الرحمانية وغيرهما، واهتم بدعوة الناس وإرشادهم، وخطابة الجمعة، وجلس لتدريس البخاري ومسلم أربعين عامًا، وصار مفتي أهل الحدبث بالهند، وتخرَّج عليه جماعة، وأُجيزوا منه. وقد صَمَّ وافتقر أواخر عمره. توفي في الأول من شهر جمادي الآخرة.

له بالأردية: ابن تيمية والفقه الإسلامي(أ).

#### عبدالعزيز أمين = عمر عبدالعزيز أمين

 (٣) مما كتبه محمود الأرناؤوط في مقدمة «فهارس الحجة للقراء السبعة»، الذي هو جزء ٧ من الكتاب، وله ترجمة في علماء دمشق وأعيانها ص٣٤٦.

(٤) مما كتبه محمد زياد التكلة في ملتقى أهل الحديث ٢٠٠٥/٧/٣١م.

#### عبدالعزيز أمين محمدين (۱۰۰۰ - ۱٤۲۸ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز الأهواني (١٣٣٤ - ١٩١٠ = ١٩١٥ - ١٩٨٠م) أديب ناقد، متخصص في الأدب الأندلسي.

من محافظة الشرقية بمصر. تخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وكانت رسالته في الماجستير عن الموشحات الأندلسية، والدكتوراه عن الأزجال الأندلسية. عمل ملحقًا ثقافيًا بالرباط، ورئيسًا لجلس الهيئة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، أنشأ مكتبة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد. وكان أستاذًا في معهد البحوث والدراسات العربية، ثم يعمد البحوث والدراسات العربية، ثم بجامعة القاهرة. وحصل على جائزة الدولة التقديرية. توفي يوم ٢٦ ربيع الآخر، ١٣ آذار (مارس).

ومما كتب فيه ردًا على انحرافه الفكري: ثلاثة كتب في ميزان الإسلام/ عبدالجيد عبدالسلام المحتسب. (وهذه الكتب هي: التفكير العلمي/ فؤاد زكريا، أزمة الوحدة العربية/ عبدالعزيز الأهواني، تجديد الفكر العربي/ زكي نجيب محمود).

ومن كتبه: أزمة الوحدة العربية: أبحاث حول الاشتراكية والعروبة، ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر، مختارات من الشعر الإسباني: العصر الذهبي (ترجمة)، ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك: نصوص من الأندلس / أحمد بن عمر العذري (تحقيق)، الزجل في الأندلس (۱).

#### عبدالعزيز بن باز = عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عبدالعزيز بن بازي (١٣٢٤ - ١٣٩٧ه = ١٩٠٦ - ١٩٧٧م) عالم إصلاحي، عرف باسمه الأدبي «باعزيز بن عمر».

ولد في قرية آيت حماد بولاية تيزي وزو (منطقة القبائل) في الجزائر. درس العلوم الدينية واللغوية، والتقى بالشيخ عبدالحميد بن باديس في قسنطينة وتعلم منه. درَّس في مدرسة الشبيبة الإسلامية التابعة لجمعية العلماء، التي كان عضوًا فيها، وكاتبًا لامعًا في محلتها البصائر، والشهاب أيضًا. ونظم الشعر. كتب في السياسة والإصلاح الاجتماعي والأخلاق والتاريخ والأدب تارة باسمه الأدبي، وأخرى باسم «الفتى الزواوي». وهذا التراث الضخم لو جمع وبوب ونشر لكان فيه فائدة وتذكار. وكان متسامحًا، متواضعًا. تعرَّض لعدة محاولات اغتيال، وقد استوطن العاصمة، وبما توفي يوم ۱۸ جمادي الأولى، ٦ (أيار) مايو. من كتبه: دروس الأخلاق والتربية الوطنية (٤ ج، مدرسي)، من ذكرياتي عن الإمامين الرئيسين عبدالحميد بن باديس ومحمد البشير الإبراهيمي، الجزائر الثائرة: مسرحية تاريخية، ، رحلتي إلى البقاع المقدَّسة، دروس في الفقه (مدرسي، خ)<sup>(۲)</sup>.



عبدالعزيز بخاري = عبدالعزيز حسين بخاري

عبدالعزيز البطران (۱۰۰۰ - ۱٤٣٢ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز بيومي علي (١٣٣٤ - ١٤٢٤ه = ١٩١٥ - ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز التركي (۱۹۰۰ - ۱۹۰۰هـ = ۰۰۰ - ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز التمسماني خلوق (١٣٦٦ - ١٤٢٩هـ = ١٩٤٦ - ٢٠٠٨م)

باحث ومؤرِّخ وطني.

من مواليد طنجة بالمغرب، حصل على الدكتوراه في التاريخ من فرنسا، انضمً إلى أسرة إذاعة طنجة، ودرَّس التاريخ في جامعتي محمد الخامس بالرباط وجامعة عبدالملك السعدي بتطوان، واهتمَّ بتاريخ منطقة الشمال. أنجز أبحانًا في العديد من الجرائد والمجلات المغربية والعربية، وأصدر وكان له برنامج أسبوعي في إذاعة طنجة وكان له برنامج أسبوعي في إذاعة طنجة للحديث عن تاريخها، وترجم كتابات لحرمان عياش. وكانت وفاته بطنجة يوم لجرمان عياش. وكانت وفاته بطنجة يوم

ومما طبع له: حول الكتابة التاريخية في المغرب المعاصر، دارسات حول أطروحات تاريخية استعمارية: المغرب نموذجًا، مقالات ووثائق حول تاريخ المغرب المعاصر، صفحات من تاريخ المغرب، الطنجيون.

وترجم لجرمان عياش: دراسات في تاريخ المغرب، أصول حرب الريف<sup>(١)</sup>.

(٣) شبكة طنحة الإخبارية ٢٠٠٩/٩/٢٤م، المغربية
 ٢٠٠٨/٦/٢٥.

(۱) الفيصل ع۲۸ (شعبان ۱۶۰۰هـ) ص۲۰۸، أعلام (۲) مقدمة كتابه (رحلتي إلى البقاع المقدسة)، الثقافة (مجلة مصر في القرن العشرين ص۳۰۰۰.

الشيعة، وكان دؤوبًا في البحث، مؤرخًا،

مهتمًّا بالفهرسة والمخطوطات، محققًا،

انتقل إلى إيران عام ١٣٩٦هـ واستوطن

قم. رحل كثيرًا لأجل المخطوطات، وله

دراسات وبحوث نشرت في الصحف. مات

ومِن تآليفه: الشيخ يوسف البحراني، أهل

البيت، الحسين والسنة، في رحاب نهج

البلاغة، الشيخ المفيد وعطاؤه الفكري

الخالد، ترجمة الإمام الحسين من كتاب

الطبقات الكبير لابن سعد، فهرست

منتخب الدين (تحقيق)، العقود الاثنا

في (٥) رمضان.

#### عبدالعزيز توفيق جاويد (۱۰۰۰ – ۱٤۱۷هـ = ۰۰۰ – ۱۹۹۲م)

شيخ المترجمين في مصر. تخرَّج في مدرسة المعلمين العليا، ثم درَّس، وشغف بالترجمة، وأعجب بالكاتب الإنجليزي ه.ج. ويلز فترجم له كتبه «معالم تاريخ الإنسانية» في أربعة أجزاء، و«موجز تاريخ العالم». كما ترجم كتاب المستشرق جوستاف فون جروني «حضارة الإسلام أو إسلام العصور الوسطى»، وكتاب المؤرخ الهولندي يوهان هويزنجا «اضمحلال العصور الوسطى: دراسة لنماذج الحياة والفكر والفن في فرنسا والأراضى المنخفضة»، و«التطور في الفنون» لتوماس مونرو بالاشتراك مع آخرين، والحضارة البيزنطية لستيفن رنسیمان، و «میلاد العصور الوسطی ۳۹۰ - ١٤٨» لسانت موس، و «التاريخ وكيف يفسرونه: من كنفوشيوس إلى تويني» من تأليف إلبان ويدجري، و«أعلام وأفكار: نظرات في التاريخ الثقافي» تأليف يوهان هویزنجا، و «حول منع الحرب» لجون ستراتشي، و «رحلات ماركوبولو» من ترجمة

وليم مارسون إلى الإنجليزية(١).



من درعا بسورية. درس على علماء دمشق، منهم محمد بدر الدين الحسني وعلي الدقر، عاد ليعلِّم ويُقصَد بالفتوى وحلِّ الخلافات ويخطب الجمعة، أسندت إليه الفتوى رسميًا بدرعا والسويداء سنة ٤٠٠٧ه. حضر مؤتمرات وندوات إسلامية، وأسَّس الثانوية الشرعية بدرعا للذكور والإناث، وقد أمَّ وخطب أكثر من (٢٠) عامًا في المسجد العمري بدرعا، وفي مسجد المحطة وسط المدينة، الذي سمي باسمه بعد وفاته، وأعطى المقبائل. توفي يوم ٢٣ رمضان (٢٠).

#### عبدالعزيز جمعة = عبدالعزيز محمد جمعة

عبدالعزيز جهز الحربي (۰۰۰ – بعد ۱٤۱۹هـ = ۰۰۰ – بعد ۱۹۹۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز بن جواد الطباطبائي (١٣٤٨ - ١٤١٦ه = ١٩٢٩ - ١٩٩٥م) عالم شيعي محقق مفهرس.



ولد في النجف، ودرس على علمائها

(۲) علماء دمشق وأعيانها ص٤٦٣، موقع الشام اليوم
 ۲۲/۰/۲۲م.

عشر في رثاء سادات البشر لمهدي بحر العلوم (تحقيق)، مطالب السؤول لابن طلحة (تحقيق)، طرق حديث من كنت مولاه للذهبي (تحقيق)، الأربعين المنتقى من فضائل علي المرتضى لأبي الخير القزويني (تحقيق، في مجلة تراثنا)، مستدرك الذريعة (خ)، مستدرك كتاب الغدير (خ)، نتائج الأسفار فيما عثر عليه من النوادر في المخطوطات

التي اطلع عليها في أسفاره (خ)، معجم

أعلام الشيعة. وكتب أخرى أوردتما له في

#### عبدالعزيز الحاج (٠٠٠ - بعد ١٤١٠ه = ٠٠٠ - بعد ١٩٩٠م)

كاتب إعلامي قاص.

(تكملة معجم المؤلفين)(١).

من لبنان. متخصص في اللغة العربية. أخرج نصوصًا إذاعية، وقدم للإذاعة مسلسلات طويلة، كتب في الصحف، وكتب القصة القصيرة، وتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء.

من كتبه: وجوه كانت معي<sup>(١)</sup>.

(٣) شخصيات من الخليج ص٣٤٧، المنتخب من أعلام الفكر ص٢٥٥.

(٤) أخلاقيات من وحي القرآن/ الحاج محمد فقيه ص٢٨٤.
 ولعل وفاته نحو ٢٨٤ه.



 $(\Lambda \Upsilon \Upsilon I - \Upsilon \Upsilon \Im I \alpha = \cdot I P I - I \cdot \cdot \Upsilon \varsigma)$ 

الموجز فارتج العالم

-

(۱) الفيصل ع٢٤١ ص١١٢.

#### عبدالعزيز حاج حميد العزاوي (۱۳٤١ - ۱٤۲۰ه = ۱۹۲۲ – ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالعزيز حامد القوصي (١٣٢٤ – ١٤١٢هـ = ١٩٠٦ – ١٩٩٢م)

باحث نفس تربوي.

من أسيوط بمصر. حصل على الدكتوراه في علم النفس من جامعة لندن. عمل أستاذًا بجامعة القاهرة والجامعات العربية. أول عميد لكلية التربية بجامعة عين شمس، أول من اكتشف نظرية القدرة المكانية وعرفت باسمه. عمل مندوبًا دائمًا لمصر باليونسكو، ومديرًا للمركز الإقليمي لتدريب قادة التربية في البلاد العربية لليونسكو، وهو مؤسّس العيادة النفسية بجامعة عين شمس، والمعهد العالي للتربية.



عبدالعزيز حامد القوصي أول عميد لكلية التربية بجامعة عين شمس

من أعماله: علم النفس: أسسه وتطبيقاته، أسس الصحة النفسية، الإحصاء في التربية وعلم النفس، الإدراك المكاني (بالإنجليزية)، أولادنا بين التعليم والتعلم، العقل الحي/هاري أدفرستريت، بونارو أدفرستريت (ترجمة بالمشاركة مع السيد محمد على عثمان)(۱).

#### عبدالعزيز حسين = عبدالعزيز حسين التركيت

عبدالعزيز حسين بخاري (۱۳۰۲ - ۱۶۸۸ ه = ۱۹۳۳ - ۲۰۰۷م) مؤذن المسجد النبوي الشريف على مدى ۲۰ عامًا.



ولد في المدينة المنورة من بيت اشتهر بتخريج أصحاب الأصوات الشجية الندية والأداء المتميِّز. عُيِّن مؤذنًا بالحرم النبوي الشريف عام ١٣٧٠هـ، أي منذ ريعان شبابه وحتى ستة عقود من الزمن، ولم يرحل بعيدًا عن موقع الأذان. مات فحر يوم الأربعاء ٢٦ محرم، ١٣ شباط (فبراير)(٢).



عبدالعزيز حسين بخاري مؤذن المسجد النبوي الشريف منذ شبابه

عبدالعزيز حسين التركيت (١٣٣٩ - ١٤١٧ه = ١٩٢٠ - ١٩٩٦م) تربوي، كاتب، إداري.



من الكويت، ابتعث ضمن أول بعثة تعليمية كويتية إلى القاهرة، وتخرج في كلية اللغة العربية في الأزهر، ثم نال شهادة التخصص، ودبلوم معهد التربية العالي بجامعة القاهرة، وعمل مشرفًا على البعثات في القاهرة ومديرًا لبيت الكويت فيها، أصدر مجلة «البعثة» الشهرية لتعبر

(۲) الجموعة البريدية (الحازمية) بتاريخ ۱٤٢٨/٢/۸ هـ،
 ورسمه من شبكة مزامير آل داود القرآنية.

عن المثقفين الكويتيين. تدرج في المناصب الحكومية حتى صار وزيرًا للدولة لشؤون محلس الوزراء، وسفيرًا في مصر، ومستشارًا للأمير منذ عام ١٤٠٥هـ حتى وفاته. وقد أسهم في إنشاء المحلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومؤسَّسة الكويت للتقدم العلمي، وعُيِّن عضوًا في المحلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو العالمية، وترأس مجلس أمناء معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية بجامعة فرانكفورت، وعين عضوًا في مجلس إدارة الصندوق الدولي لتعزيز الثقافة. وكانت وفاته يوم ٢٣ محرم، ٩ حزيران، وأوصى بإحالة الكتب والوثائق والدوريات التي جمعها على مدى (٦٠) عامًا إلى الدولة. له: محاضرات عن الجحتمع العربي بالكويت. إضافة إلى مخطوطات لم تطبع، وبحوث ومقالات في السياسة والأدب والاجتماع ودراسات في الشؤون العامة (٢).

عبدالعزيز حطب = عبدالعزيز محمد حطب

عبدالعزيز الحكيم = عبدالعزيز بن محسن الحكيم

عبدالعزيز الحماد (١٣٦٦ - ١٣٤١هـ = ١٩٤٦ - ٢٠١٠م) نان.



(٣) ملامح من التاريخ المصور ص٤٢) أعلام الصحافة في الوطن العربي ٢٣٩/١، الفيصل ٩٣٧٤ ص٢١١، قاموس تراجم الشخصيات الكويتية ص٢٣٨، وترجمة موسعة له في مجلة الضاد (حزيران ٢٠٠٤م) ص٣٤، شخصيات من الخليج ص٣٤/١، الموسوعة العربية (السورية) ٢٢٤/٨ (ووفاته فيها ٢٩٩٧م)، في السير والتراجم ص٠١٠٠

<sup>(</sup>۱) أعلام مصر في القرن العشرين ٣٠٧، الفيصل ع١٨٦ (ذو الحجة ١٤١٢هـ) ص١٣٩.

ولد في محافظة الزلفي بالسعودية. نشأ يتيمًا، وتخرَّج في معهد المعلمين الابتدائي بالرياض، وفي معهد التربية الفنية، ودرس المسرح بأمريكا، وعمل في مهنة التدريس، وشارك في الحياة الفنية، وقد ظهر أولًا كفنان تشكيلي، وأقام أول معرض تشكيلي له في عام ١٣٨٥هـ، وفي السنة نفسها مثَّل في التلفزيون، مع مشاركات في الإذاعة كاتبًا وممثلًا، كما شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية في السعودية والخليج، وكتب للإذاعة أعمالًا مميزة، مثل «سوالف الناس» الذي قدَّم منه (٦٠٠) حلقة، وسلسلة «شؤون عائلية»، كما كتب أكثر من (٣٠٠) حلقة للأطفال في الإذاعة وأخرجها. وهو أحد مؤسسى جمعية الثقافة والفنون، وأحد أعضاء مجلس إدارتها منذ عام ١٣٩٣هـ. توفي يوم ٥ رجب، ۱۷ حزیران (یونیو)<sup>(۱)</sup>.

**عبدالعزيز حمد الصقر** (۱۳۳۲ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۱۳ - ۲۰۰۰م) رجل دولة.



من الكويت. رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، عضو الهيئة التنظيمية في المجلس الأعلى لإدارة شؤون البلاد، مدير وعضو المجلس التأسيسي، وزير الصحة، عضو هيئة وضع مشروع قانون الانتخاب، أول رئيس الجلس الأمة، كان من أبرز السياسيين،

(۱) عكاظ ع۲۸۸۸ (۳۲۸/۷/۱ هـ) (موقع الجريدة)،
 الموسوعة الحرة (إثر وفاته).

شارك في وضع المعايير السياسية الأولى للكويت، وكان رجل خير. مات يوم الاثنين ١٥ ربيع الآخر، ٢٣ أيار (مايو)(٢).



عبدالعزيز حمد الصقر أول رئيس لمجلس الأمة

عبدالعزيز حمودة = عبدالعزيز عبدالسلام حمودة

عبدالعزيز بن خلف الخلف (١٣٢٩ - ١٤٠٨ = ١٩١١ - ١٩٨٨م) قاض فقيه.

درس بحائل، ثم بالرياض على المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وتولى رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والوعظ والإرشاد بالجوف وسكاكا، ثم تولى القضاء، ثم جاور بالمدينة المنورة وتوفي بحا. وأوقف مكتبته ومؤلفاته على طلبة العلم.



عبدالعزيز الخلف (خطه)

له مؤلفات منها: مختصر نيل الأوطار، دليل المستفيد على كل مستحدث جديد،

(٢) قاموس الشخصيات الكويتية ص٢٤٥، العالمية ع١٨٢
 ص١٣٠. مع معلومات إضافية.

نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة للألباني (طبع مرارًا)، (سنريهم آياتنا في الآفاق) طبع في عدة مجلدات، هدية المسترشدين وشعار المهتدين بتحريم الملاهي أجمعين (٣).

عبدالعزيز الخياط = عبدالعزيز عزت الخياط

عبدالعزيز الدوري = عبدالعزيز بن عبدالكريم الدوري

عبدالعزيز بن راشد آل حسين (١٣٢٣ - ١٤٠٣ه = ١٩٠٥ - ١٩٨٢م) عالم ومدرس واعظ.



ولد في بلدة المفيجر التابعة للحريق في السعودية، أخذ مبادئ العلوم في بلده، وبعد أن تجاوز العشرين من عمره سافر إلى القاهرة والتحق بالأزهر، وكان رئيس أنصار السنة بالإسكندرية، وتزيًّا بالزي الأزهري. وبعد أن تضلع من العلوم واتسعت مداركه رجع إلى السعودية بعد بلوغه الخمسين، وسكن مكة المكرمة عام ١٣٧٣هـ. وكانت له صحبة مع مدير المعارف آنذاك الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع، وكان يشرف على التدريس في الحرم المكي، فطلب منه أن يدرس ويرشد فيه فوافق، فكان يدرس في وقتين وفي المواسم، وكان واسع الاطلاع في فنون عديدة، واستمر على تدريسه وإرشاده (٣) زهر الخمائل في تراجم علماء حائل ص٢٨، مذكرات محمد عبدالله الرشيد (مخطوط).

في الحرم سنين طويلة. ولكن لم تستقم حاله في الحجاز وقد تغيَّرت عليه الأجواء، فبقي محصور النشاط، وعاد إلى مصر، ولعله توفي هناك، في يوم الأحد ١٤ محرم.

### صری ملاخ نشاخل لینے محد<sup>نا حود</sup> لیرلالبان من و لقومف

عبدالعزيز بن راشد آل حسين (خطه)

وله تآليف، منها: تيسير الوحيين (وردًّ عليه بعضهم)، متشابه القرآن، الاكتفاء بصحيح البخاري ومسلم، ما هو الربا الحرم، رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد، أصول السيرة المحمدية، هاتف الأمن(۱).

عبدالعزيز الربيع = محمد عبدالعزيز بن محمد علي الربيع

عبدالعزيز الرنتيسي = عبدالعزيز علي الرنتيسي

عبدالعزيز الزغلامي = عبدالعزيز بن الطاهر الزغلامي

عبدالعزيز أبا زيد = عبدالعزيز بن جبر أبا زيد

عبدالعزيز سامي = عبدالعزيز محمود سامي

عبدالعزيز سعد الربيعة (١٣٤٩ - ١٤١٩ه = ١٩٣٠ - ١٩٩٩م) داعية لطيف، مصلح حكيم.

(١) روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين ٣٠٧/١، حصول التهاني ٩٤/١، أعلام وعلماء عايشتهم ص٨٥ وصورته من منتديات المفيجر، واسمه في المصدر الأخير: عبدالعزيز بن راشد الحسني.



ولادته في الزبير بالعراق، تعلم في مدرسة الدويحس الدينية، حصَّل مختلف العلوم الشرعية وعلوم اللغة، استفاد من ثقافة والده الذي كان من أعلام الزبير في ميدان الثقافة والفكر. درَّس في مدرسة النجاة الأهلية قرابة عشرين عامًا، وتولى الإمامة والخطابة بمسجد الرشيدية، وكان يتطرق في خطبه إلى القضايا التي تهم المسلمين، ويعالج المستجدات من الأحداث على الساحة الإسلامية، يستثير عواطف الناس لعمل الخير، ويهيب بهم أن يترسموا خطى العلماء العاملين والدعاة الصادقين. وكانت له دروس وحلقات لكبار السن وللصغار وللشباب، ويُعنى بتوجيههم التوجيه الإسلامي الصحيح، ويحملهم مسؤولية الدعوة إلى الله. وكان دائم النصح والتذكير بدعوة الإخوان المسلمين وفضلها، يوزع مجلتهم وكتبهم على الناس، وكان من أوائل من ارتبط بجماعتهم في الزبير، وجذب بأسلوبه السهل اللطيف المحبب أفواجًا إلى حقل الدعوة. وكانت هناك مشاريع نافعة، وبرامج مفيدة، يديرها بمعاشرته الطيبة وإدارته الحكيمة وكلامه الحلو. وكان صورة صادقة للمسلم العامل الذي يحبه من كل قلبه، ويخدمه بكل طاقته، بل ويؤثره على نفسه في كثير من الأحيان. وإذا سمع بمآسى المسلمين أخذ الحزن منه كل مأخذ، واغرورقت عيناه بالدموع، وسعى قدر طاقته لإزالة ما أصاب المسلمين من بلاء. وكان يتفقد الفقراء والمحتاجين ويقدم لهم العون والمساعدة ويسعى في قضاء حوائجهم. ويشارك في كل أنواع النشاط

الإسلامي، ولا يتأخر إلا لعذر قاهر، فتراه في الرحلات الكشفية في الصحراء، والرحلات البحرية والنهرية، والتدريبات الرياضية، ومجالس الدروس الفقهية والدعوية، ومجالس التلاوة والأذكار، وقيام الليل والمحاضرات، والندوات، والخطب والاحتفالات، والمناسبات، وعيادة المرضى، وحضور الجنائز، ومجالس الإصلاح بين الناس وحفلات الزواج، وفي كل نشاطه يطلب المثوبة والأجر من الله. وكانت له إسهامات طيبة وجهود مباركة في جمعية مكتبة الزبير الأهلية العامة، التي تولى رئاستها بعد وفاة والده، وفي مكتبة المنار الإسلامية. وفي سنة ١٣٩٩هـ انتقل إلى الرياض وشارك في مجالسها العلمية، وصار إمامًا لمسجد عبدالعزيز بحى النسيم، ثم في حى القدس. وتوفي بالرياض يوم الأربعاء ٢٨ ذي الحجة الموافق ١٤ نيسان (أبريل).



عبدالعزيز سعد الربيعة كان رئيسًا لجمعية مكتبة الزبير الأهلية

وترك مخطوطات بقلمه تتضمن الخطب المنبرية والدروس الدعوية التي كان يلقيها. وله مذكرات أيضًا ذكر فيها أهم رحال العمل والفضل الذين تأثر بهم (٢).

عبدالعزيز سعد الشملان (١٣٢٩ - ١٤٠٩هـ = ١٩١١ - ١٩٨٩م) مناضل، دبلوماسي.

(٢) المختمع ٩١٣٦ ص ٤٨ (بقلم زميله وأستاذه في الدعوة المستشار عبدالله العقيل)، ثم نشر في «أعلام الحركة والدعوة» ص٦٨٣، المجتمع ع١٣٤٧ ص١٤. وصورة المكتبة من كتاب: الزبير في صور/ محمد عبدالجيد الحميدان.



من البحرين. ترك المدرسة وهو طفل ليلحق بأبيه في الهند، الذي نفاه المحتل البريطاني إلى هناك، وحضر اجتماعات للوطنيين هناك، ثم عاد ليكمل دراسته، ومنها إلى الجامعة الأمريكية ببيروت، لكنه أعيد إلى لبنان مع آخرين حتى لا يتعلموا قيادة المظاهرات وما إليها. انخرط في الأعمال الثقافية والرياضية والسياسية، وشارك في تأسيس نادي البحرين، وبرز كمناضل ذي أفكار قومية، وألقى العدو المحتل القبض عليه وعلى آخرين لنشاطاتهم، ونفوا إلى سانت هيلانة، وبقى في المنفى ما بين (۱۳۷٦ – ۱۳۸۱هـ)، وکتب مذکراته هناك، وعاد ليشارك في الانتخابات، وانتخب نائبًا لرئيس الجلس التأسيسي، ثم اختير سفيرًا في القاهرة، ثم في الجامعة العربية بتونس. وقرأت في مصدر أنه كان ناصريًا، وأنه كان الوحيد الذي شارك في الحياة السياسية (الحكومية) من بين زملاء أمثاله. مات في أوائل السنة الميلادية. وصدر بعد وفاته: عبدالعزيز الشملان في سانت هيلانة ١٩٥٦ - ١٩٦١م: يوميات المنفى/ إعداد وتقديم خالد البسام (٥٥١ص)(١).

عبدالعزيز السقاف = عبدالعزيز ياسين السقاف

عبدالعزيز سلام = عبدالعزيز أحمد سلام

(۱) وترجمته منه، شخصیات بحرینیة ص۶۹.

# **عبدالعزیز سلیمان نوَّار** (نحو ۱۳۵۰ - ۱۶۲۳ه = نحو ۱۹۳۲ - ۲۰۰۲م) مؤرِّخ معاصر.



من كفر شكر بمحافظة القليوبية في مصر. والده عالم معروف. حصل على الماجستير، ثم الدكتوراه من قسم التاريخ بجامعة عين شمس عام ١٣٨٤هـ، وانتدب للتدريس في جامعة بغداد أولًا، وقد تخصص في تاريخ ثم كان أستاذًا في قسم التاريخ بجامعة عين شمس، وعميدًا لكلية الآداب بحا، وأستاذًا في جامعة بيروت العربية. وقد استفاد في جامعة بيروت العربية. وقد استفاد معلومات ووثائق مهمة في تاريخ العراق، ونشرها في مؤلفاته وبحوثه، ومنها في بحلة ونشرها في مؤلفاته وبحوثه، ومنها في بحلة خاصة، وكتب في تاريخ العالم الإسلامي

ومن كتبه التاريخية: التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة إلى أواخر القرن الثامن عشر (مع عبدالحميد البطريق)، التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فيينا (مع السابق)، التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية الأولى (مع محمود محمد جمال الدين)، تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى نهاية حكم مدحت باشا (أصله دكتوراه)، تاريخ العرب المعاصر: مصر والعراق، تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية

الحديث (مع عبدالجيد نعنعي)، الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية: قراءة في وثائق غير منشورة (مع رندا نوَّار)، داود باشا والى بغداد (أصله ماجستير)، الشعوب الإسلامية: الأتراك العثمانيون - الفرس -مسلمو الهند، النهضة العربية الحديثة: حركة على بك الكبير - التنافس الاستعماري -الحملة الفرنسية على مصر - صعود الدولة السعودية الأولى، دراسات في تاريخ لبنان الحديث، التاريخ المعاصر: أوروبا من الحرب البروسية الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية ١٩٤١ - ١٩٤٥ (مع عبدالجيد نعنعي)، تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين (مع محمود جمال الدين). وكتب أحرى له في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(٢)</sup>.

#### عبدالعزيز سي = عبدالعزيز بن مالك بن عثمان

عبدالعزيز السيِّد (١٣٢٥ - ١٩٠٥ه = ١٩٠٧ - ١٩٨٥م) تربوي رياضي وباحث لغوي.



ولد في إحدى قرى محافظة المنوفية بمصر من أسرة وهبت حياتها لخدمة اللغة العربية، التحق بمدرسة المعلمين العليا متخصصًا في الرياضيات، ثم درَّس في الكلية الحربية، وأرسل في بعثة إلى جامعة أوهايو بالولايات

(٢) استفدت بعض المعلومات في ترجمته من مدونة الدكتور
 إبراهيم العلاف ٢٠١٠/٢/١٤م.

المتحدة الأمريكية لدراسة فلسفات التربية المختلفة وأثرها في مناهج الرياضة وتدريسها، وحصل منها على درجة الدكتوراه عام ١٣٦٨ه. عاد ليدرّس في كلية التربية بجامعة عين شمس، ثم كان مديرًا لجامعة الإسكندرية، وعُيِّن وزيرًا للتعليم العالي سنة ١٣٨١ه، وانتخب عضوًا عاملًا بمجمع اللغة العربية سنة ١٣٨٥ه في المكان المذي خلا بوفاة عباس محمود العقاد. وكان المدير الأول للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبذل جهودًا كبيرة في طور تأسيسها، ومات في ١٨ ذي القعدة، ٤ تأسيسها، ومات في ١٨ ذي القعدة، ٤ تأسيسها، ومات في ١٨ ذي القعدة، ٤ تأسيسها، ومات في ١٨ ذي القعدة، ٤



عبدالعزيز السيد المدير كان الأول لـ "المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم"

عبدالعزيز سيد الأهل = عبدالعزيز شلبي سيد الأهل

عبدالعزيز السيِّد مطر (۱۰۰۰ - ۱۹۲۰هـ = ۲۰۰۰ - ۱۹۹۹م) لغوي وخبير مجمعي.



ولد في قرية مستماد بمحافظة البحيرة في

 (١) المجمعيون في خمسين عامًا ص١٦٦، مجلة مجمع اللغة العربية (مصر) حـ ٦١ (ربيع الأول ١٤٠٨هـ) ص٢٥٦، الفيصل ع٢٠١ (محرم ١٤٤٦هـ)، مائة شخصية مصرية وشخصية ص١٥٧، التراث المجمعي ص١٨٩٠.

مصر، انتسب إلى المعاهد الأزهرية مما أهله للدراسة بكلية دار العلوم، فحصل منها على الدكتوراه، ثم كان مدرّسًا بجامعة عين شمس، وبجامعة الكويت عند تأسيسها، ثم بجامعة قطر، وكان محررًا وعضوًا خبيرًا بمجمع اللغة العربية.

وله تصانيف مطبوعة، منها: تثقيف اللسان العربي: بحوث لغوية، لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، لهجة البدو في إقليم ساحل مربوط (ولعله نفسه رسالته في الماجستير: دراسة لغوية في لهجات البدو في مصر)، تقويم اللسان لابن الجوزي (تحقيق)، خطف الصقلي (تحقيق)، خصائص اللهجة تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لعمر بن الكويتية، من أسرار اللهجة الكويتية، ورسالته في الدكتوراه: مخطوطات التصويب اللغوي للزبيدي وابن مكي وابن الجوزي: قيقيق ودراسة (وتحتوي على: لحن العوام للزبيدي، وتثقيف اللسان وتلقيح الجنان لعمر بن خلف المكي، وتقويم اللسان لابن الجوزي. العوام المحوزي. العوام المحوزي. العوام المحوزي. وتثقيف اللسان وتلقيح الجنان العوام المحوزي.

عبدالعزيز الشامي = عبدالعزيز محمد الشامي

عبدالعزيز الشامي = عبدالعزيز محمود الشامي

عبدالعزيز شدو (۰۰۰ – ۱٤۲۲ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۲م) حقوقي.



(٢) معجم البابطين لشعراء العربية، مع إضافات.

من السودان. قاوم المحتل بسياسة قانونية معتمدًا السلم وتقبل الظلم والأذى. درَّس في الجامعات والمعاهد العليا بالسودان، وكان علمًا في ساحات القضاء والمحاماة والعمل الوطني والبرلماني.

قلت: وذكر لي أنه كان في سابق أمره ذا أفكار يسارية، ولكن لما جاءت الحكومة الجديدة (عمر البشير) عمل معها وانتمى إلى الحزب الوطني، وانضم إلى البرلمان، وصار وزيرًا للعدل<sup>(۲)</sup>.

عبدالعزيز شرف = عبدالعزيز محمد شرف

عبدالعزيز شلبي سيد الأهل (١٣٢٠ - ١٤٠١ ه = ١٩٠١ - ١٩٨١م) كاتب وباحث إسلامي.



ولد في مدينة المنصورة. التحق بتجهيزية دار العلوم، ثم انتسب إلى مدرسة دار العلوم العليا، ودرّس بالمدارس الابتدائية والثانوية في مصر وسورية وفلسطين ولبنان، وعمل مستشارًا ثقافيًا في السفارة المصرية بلبنان، ثم كان أستاذًا بمعهد الدراسات الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف بمصر، وعضوًا بمجلس إدارة المركز العام للشبان المسلمين، وبالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأسَّس دار الحديث. وكان غزير العلم، وأسَّس دار الحديث. وكان غزير العلم، غكم الأسلوب في الكتابة، وافر التواضع، نظم الشعر، واهتم بالدراسات التاريخية، نظم الشعر، واهتم بالدراسات التاريخية، وزارة العدل السودانية.

والمعارك والتراجم، والترجمة والتحقيق، ونال أوسمة.

وله أكثر من (٧٨) مؤلفًا، منها: الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز، داعية التوحيد محمد بن عبدالوهاب، طبقات النساء المحدثات: من الطبقة الأولى إلى الطبقة السادسة، أيام صلاح الدين، يوم وليلة: خلافة ابن المعتز، عبقرية أبي تمام، عبقرية البحتري، قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم/ للحسين بن محمد الدامغاني (ت ٨٧٤ه) (تحقيق وترتيب وإكمال وإصلاح)، من الشعر طالب عليه السلام، أسرار العبادات في طالب عليه السلام، أسرار العبادات في الإسلام، ملحمة الفالوجة (١٢٠٠ بيت)، ثورة أهل الطائف. ومؤلفات أخرى له ثورة أهل الطائف. ومؤلفات أخرى له

عبدالعزيز الشيبي = عبدالعزيز بن عبدالله الشيبي

عبدالعزيز بن صالح الصالح (١٣٢٨ - ١٤١٥ه = ١٩١١ - ١٩٩٤م) إمام وخطيب عالم.



ولد في منطقة المجمعة بالسعودية. وتوفي والده وهو صغير، حفظ القرآن الكريم، وتلقى علوم الشريعة على المشايخ والعلماء

 (١) معجم البابطين لشعراء العربية وكتابه «طبقات النساء»، مع إضافات.

الكبار، أمثال: الشيخ عبدالله العنقري، والشيخ عبدالله بن عبدالوهاب بن زاحم، والشيخ عبدالله بن حميد، وأتم دراسة التجويد على شيخ القراء بالمسجد النبوي الشريف حسن الشاعر، واختير رئيسًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وعُيِّن في سلك القضاء بالرياض، ثم بمحكمة المدينة المنورة. بدأ الإمامة بالمسجد النبوي في عام ١٣٦٧هـ إمامًا وخطيبًا مساعدًا، ولما توفي الشيخ الرغيبي عام ١٣٧٢هـ عين إمامًا وخطيبًا بالمسجد النبوي. ثم أسندت إليه رئاسة المحاكم بالمدينة المنورة، كما عين عضوًا بهيئة كبار العلماء حتى عام ١٤١٢ه. وقد ارتبط لأكثر من خمسين عامًا بإمامة المسجد النبوي، والخطبة المرتجلة من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعطى دروسًا علمية في الحرم المدني، وصار له تلاميذ كثيرون. وكان ذا صوت رخيم، خاشع في قراءته للقرآن الكريم يسعى في مصالح الناس، مع تعفف في نفسه. وكان الملك فيصل ينتدبه إلى الأقطار الإسلامية، يخطب فيهم ويؤمهم، فقد ذهب إلى باكستان، وأندونيسيا، والسنغال، ونيجيريا، وكثير من الأقطار الإسلامية. وكان يحمد الله أنه لم يؤذ أحدًا من الناس طوال حياته. ومات يوم الاثنين



۱۷ صفر،

عبدالعزيز الصالح أمَّ وخطب في المسجد النبوي عقودًا من الزمن

صدر فيه كتاب بعنوان: فقيد المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح

آل صالح: ترجمة موجزة / جمعها فريد بن عبدالعزيز الزامل السليم.

وآخر بعنوان: معالي الشيخ عبدالعزيز بن صالح الصالح إمام المسجد النبوي كما عرفته / محمد بن ناصر العبودي(٢).

# عبدالعزیز صالح بن عیسی (۰۰۰ - ۱۶۳۰ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۹ (تکملة معجم المؤلفین)

# عبدالعزيز صالح محمد (١٣٤٠ - ١٣٢١ه = ١٩٢١ - ٢٠٠١م) عالم آثار.

ولد في القاهرة. حصل على الدكتوراه في الآثار المصرية القديمة من جامعة القاهرة، عميد كلية الآثار بالجامعة نفسها، أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدبى القديم، نائب رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، عضو بالجالس القومية المتخصصة، عضو اللجنة التأسيسية للمؤتمرات الدورية لعلم المصريات، عضو في جمعيات بريطانية وكندية وألمانية عالمية متخصصة في علم الآثار والتاريخ القديم. عمل على تكوين مدرسة فكرية مميزة في علم الآثار والتاريخ القديم عن الحضارة المصرية وصلاتما بحضارات الشرق العربي القديم، أسهم في الكشف الأثري الموسع عن كثير من المعالم الحضارية لمدينة أونو، اشترك في الإشراف العلمي على الحفائر الأثرية في منطقة تونة الجيل وعتيبة والجيزة. حضر وشارك في مؤتمرات وندوات عالمية في تخصصه. وله بحوث نشرت في دوريات متخصصة.

(٢) من علماء الحرمين ص ٣٩٦، الداعي (الهند) ع٢ ١٨٠ (ربيع الأول - الآخر ١٤١٥)، المسلمون س ٢٠ ع ١٩٧٤ (٥ ربيع الأول ١٤١٥) هي وفي المصدر الأخير أن ولادته عام ١٩٣٠ه. آفاق الثقافة والتراث س ٢ع ٦ (١٤١٥) وفيه أن ولادته ١٣٢١هـ، ١٩٢٢م!، من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ١/٢٧١، وفيه أن ولادته عام ١٦٢٣ها، عاشوا أيتامًا ١٩/٤، قضاة المدينة المنورة (١٨٧٨) تاريخ القضاء والقضاة ١٩/٤، علماء في الذاكرة ص ١٨٧٠.

خصصت هيئة الآثار العدد الخاص بعام ١٩٨٧م من مجلة حولياتها الأثرية ليصدر باسمه.

من كتبه: حضارة مصر القديمة وآثارها، الفن المصري القديم، التربية والتعليم في مصر القديمة (أصله دكتوراه)، الشرق الأدبي القديم، المرأة في النصوص والآثار العربية القديمة: من تراث الخليج وشبه الجزيرة، الرحلات والكشوف الأثرية للعصر الحديث في شبه الجزيرة العربية، محاضرات في تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة، الأسرة في المجتمع المصري القديمة، الأسرة في المجتمع المصري القديمة،

# عبدالعزیز بن صالح آل مرشد (۱۳۱۰ - ۱۲۱۷ه = ۱۸۹۲ - ۱۹۹۱م)

فقيه حنبلي.

من مواليد الرياض. درس العلوم الشرعية والعربية على علمائها، منهم سعد بن عتيق وإبراهيم بن عبداللطيف. رفض تولي منصب القضاء تورعًا. درَّس في المسجد واستفاد منه طلبة العلم، تولَّى أمور الحسبة في عصر الملك عبدالعزيز، وكان يفتي في أي مكان يُسأل فيه (٢).

# عبدالعزیز بن صالح مشري (۱۳۷۶ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۵۶ - ۲۰۰۰م) أدیب حداثی، قاص روائی فنان.



 (۱) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢٠٥، موسوعة أعلام مصر ص٣٠٦. مع إضافات.
 (۲) موسوعة أسبار ٥٧٠/٢.

من قرية محضرة بمنطقة الباحة في السعودية. حاصل على الكفاءة المتوسطة. بدأ رحلته مع الكتابة بالعمل في مجال الصحافة محررًا ثقافيًا في جريدة «اليوم» التي تصدر في الدمام، ثم شارك بالكتابة في معظم الصحف السعودية، نشر فيها القصة والقصيدة الشعرية والمقالة. وكان أيضًا فنانًا تشكيليًا، وعازفًا على العود. وكرمته جهات محلية. احتفى به الحداثيون كثيرًا واهتموا بإنتاجه بعد وفاته. مات يوم الأحد ٣

ومما كتب فيه: ابن السروي وذاكرة القرى / جمع وإعداد علي الدميني. وفيه كل ما كتب عنه من دراسات نقدية ومتابعات وشهادات (٤١٣ ص).

كما قدِّمت في أدبه رسالة الماجستير: القصة القصيرة عند عبدالعزيز مشري: دراسة فنية/ شعيع بنت غدير العنزي (جامعة الملك سعود، ٤٣٢ هـ).

رواياته وقصصه: موت على الماء، الوسمية، أسفار السروي، بوح السنابل، الزهور تبحث عن آنية، الغيوم ومنابت الشجر، الحصون، أحوال الديار، ريح الكادي، في عشق حتى، مكاشفات السيف والوردة، صالحة، جاردينيا تتثاءب في النافذة، باقة من تاريخ أدب العرب، ثم صدرت له: الآثار الكاملة: المجموعات القصصية، والأعمال الروائية، ثم صدرت روايته: المغزول(٣).

# عبدالعزيز صالح الهدة (٠٠٠ - ١٤٢٥ه = ٠٠٠ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص١٢٧، معجم الروائيين العرب ص١٢٥، الفيصل ع٢٨٥ ص١٢٩، الحرس الوطني ع١٣٦، ص١٢٦، علامات في النقد ع٣٤ ص ١٤٥، الواحات المشمسة (ملف دوري متخصص) جـ ٣ ص ٥١، (١٤٥)هـ).

عبدالعزيز ضياء الدين بن زاهد (۱۳۳۲ - ۱۹۱۸ = ۱۹۱۳ - ۱۹۹۸م) أديب صحفي ناقد مترجم. عرف باسم: عزيز ضياء.



ولد في المدينة المنورة. درس في الكتَّاب، ثم في المدرسة الراقية الهاشمية، ثم في مدرسة الصحة. قام بأعمال إدارية في مديرية الصحة والأمن العام، وعُيِّن رئيسًا للمنطقة الثالثة بمكة المكرمة. التحق بمدرسة الخديوي إسماعيل بالقاهرة، ولم يستمر، فالتحق بالكلية الأمريكية في بيروت، وبنشوب الحرب العالمية الثانية عاد إلى الوطن، ثم التحق بكلية الحقوق في مصر ولم يتمكن من الاستمرار أيضًا. عاد إلى أعماله السابقة، وعين مديرًا عامًا للخطوط الجوية السعودية وكان عدد طائراتها ثلاثًا! سافر إلى الهند والتحق بوظيفة «مذيع مترجم» في إذاعة دلهي. عاد ليعمل في منصب وكيل الأمن العام للمباحث والجوازات والجنسية. وهو من أوائل من كتبوا في جريدة (صوت الحجاز) عند صدورها لأول مرة، وكتب للإذاعة معلقًا سياسيًا يوميًا أكثر من (٥) سنوات، وكذا للتلفزيون، وللصحافة حتى وفاته. رأس تحرير جريدة «المدينة المنورة»، ثم أصدر جريدة «عكاظ» فرأس تحريرها، وألقى محاضرات، وألف كتبًا، وترجم، وشارك في الحركة العلمية... وله مذكرات تأتي مع ذكر مؤلفاته. توفي فجر السبت ٦ شعبان، ٦ كانون الأول، بالمدينة المنورة.



#### عزيز ضياء الدين أصدر جريدة (عكاظ) ورأس تحريرها

ومما كتب فيه: عزيز ضياء: حياته وآثاره وما كتب عنه/ أحمد بن علي الأخشمي (أصله رسالة ماجستير).

ومن عناوين مؤلفاته التي وقفت عليها: جسور إلى القمة، حمزة شحاتة قمة عرفت ولم تكتشف، حياتي مع الجوع والحب والحرب، العام عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين (رواية)/ جورج أورويل (ترجمة)، عهد الصبا في البادية/ إسحاق الدقس (ترجمة)، قصص من تاغور، قصص من سومرست موم (ترجمة)، ماما زبيدة، النجم الفريد: مجموعة قصصية (ترجمة).

وله مجموعة كتب أطفال نشرتها له تمامة للنشر عام ١٤٠٤ه.

وصدرت أعماله الكاملة.

وذكرت له كتب تحت الطبع.

وله كتب مخطوطة كثيرة أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

# عبدالعزيز عباس الأسواني (١٣٤٥ – ١٣٩٧هـ = ١٩٣٦ – ١٩٧٧م)

كاتب، قاص.

هو نفسه الشهير باسم عباس الأسواني. واسمه الكامل: عبدالعزيز عباس سعيد

(۱) الأعلام من رواد الأمن العام ٢٣٨١/١ أدباء سعوديون ص٩٩، موجع الأدباء والمكتاب والمؤلفين في السعودية ص٩٩، موسوعة الأدباء والكتاب السعودين ٢٠٢/٢، معجم المطبوعات العربية السعودية ٢٨/٢، الأربعاء (ملحق جريلة المدينة) ملف خاص عنه صدر في(١٧ شعبان ص١٤١٨) المنهل مج ٢٧ ع ٢ ص٢١٨، النص الجليد ع ٥ ص١٤١٨، النص الجليد ع ٥ (١٤١٨) ص١٩٠) الإثنينية (١٩٥١) الفيصل ع ٢٠٠، موسوعة الأدب العربي السعودي ص١٢٥٠.



حصل على إجازة في الحقوق، انضم إلى حزب مصر الفتاة، واتحم في يناير ١٩٥٢ مع أحمد حسين بالاشتراك في حريق القاهرة، ولذا لم ينضم إلى أي تنظيم سياسي بعد الثورة. عمل في صحف الجمهور المصري، والشعلة، والاشتراكية، وكتب في صحف ومجلات أخرى، وخاصة روز اليوسف، وصباح الخير، ثم تفرغ للعمل بالمحاماة على مدى ثماني سنوات، وترافع في العديد من القضايا الشهيرة، وقد شغل منصب المستشار القانوبي لكل من نقابة الصحفيين، والنقابة العامة للإعلام، ومؤسستي روز اليوسف والتعاون، وارتبط اسمه في ساحات السمر والفن والصحافة بحبه الجارف للكلام من خلال محاولاته المتواصلة لتأصيل هذا الحبّ الغريب بين الأصدقاء والزملاء والقراء، وركب موجة عدائية استهدفت ثورة يوليو ١٩٥٢م. وترك آثارًا واضحة على خريطة العمل الإذاعي من خلال مئات التمثيليات والبرامج الإذاعية، وفي مقدمة المسلسلات التي قدمتها الإذاعة خلال شهر رمضان على مدى سبع سنوات متتالية تمثيلية (موهوب وسلامة)، وتمثيلية (الأسوار العالية) المأخوذة عن رواية له بالاسم نفسه. وله رواية ثانية باسم (رجل من الأمس)، ومجموعة قصصية بعنوان «الضاحك الأخير، إضافة إلى مجموعة مقاماته التي كتبها قبل أن يودع الحياة بسنوات قليلة، وقد عرفت باسم «المقامات الأسوانية»،

طوعها للنقد الأدبي والفني والاجتماعي، وكتب فيما بعد على شاكلتها «عيسى بن هشام» اعتمد خلاله أيضًا على أسلوب المقامات(٢).

# عبدالعزيز بن عبدالحسين الجواهري (۱۳۰۸ - ۱۶۰۱ه = ۱۸۹۰ - ۱۹۸۹)

شاعر، كاتب موسوعي، مترجم. الأخ الأكبر للشاعر محمد مهدي الجواهري.



ولد في النجف. حصًل العلوم العربية والدينية على عادة أهل زمانه. اتصل بالحركة الفكرية الجديدة بعد إعلان الدستور في السلطنة العثمانية، ونشر قصائده في محلات عربية كبرى، كالعرفان والمقتطف. مدح السلطان عبدالحميد رحمه الله، ثم هجاه بعد أن سقطت الخلافة العثمانية! وكان قد غادر العراق بعد الحرب العظمى الأولى واتخذ مقامه في طهران، وهناك توفي أواخر شهر ذى القعدة.

من شعره:

تطلُّب في شبابك للصعابِ

فما عمر الفتى غيرُ الشبابِ وسلَّ حسام عزمك للمعالي

فإن السيف يصدأ بالقراب ودع طلب الهوان لمبتغيه

فإن المجد أجدر بالطِّلابِ

من كتبه: مقدمة ابن خلدون (ترجمها إلى الفارسية)، دائرة معارف إسلامية (١٠مج)،

(۲) الجمهورية ع٢٥٦١ (١٤٠٧/١١/٢٣هـ) بقلم شكري القاضي، ترجمة وآثار أدباء الفكر الساخر ١٥٥٠.

وهي عبارة عن مجموعة صور فكاهية

النهاية في الشرح والتحرير للكفاية (٣ مج، خ)، آثار الشيعة الإمامية (٢٠مج)، ديوان شعره (خ)، المكتبات الإيرانية (بالفارسية)، حواهر الآثار في ترجمة متنوي جلال الدين الرومي شعرًا، ديوان السيد محمد سعيد حويي النجفي (جمع)(١).

# **عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن ربیعة** (۱۳۲۰ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۹م) حنبلی فاضل.

من المجمعة بالسعودية. قرأ على علماء بلده، ثم في الطائف، وفي كلية الشريعة بمكة المكرمة. أمَّ المصلين ودرَّس في المسجد الحرام وفي المعاهد العلمية، ثم كان قاضيًا في المحاكم الشرعية، ورئيسًا لحكمة الدوادمي. مات في ١٠ محرم بالرياض.

كانت له مشاركات في الصحف والمحلات، من ذلك عمودان في موضوعين بمجلة الحج يشكل كل منهما كتابًا، هما:الإسلام عقيدة وكفاح، العدالة في الإسلام (٢).

# عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ (۱۳۲۷ - ۱۶۱۳ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

# عبدالعزيز بن عبدالرحمن العثيم (١٣٦٧ - ١٤١٢ه = ١٩٤٧ - ١٩٩٢م) من علماء الحديث.

# ولد في بريدة بالسعودية، وكان أعمى من

(۱) أعلام الأدب في العراق الحديث ١/٩٨١، معجم المؤلفين العراقيين ٢/٥٨١، المنتخب من أعلام الفكر والأدب في النجف والأدب معجم رجال الفكر والأدب في النجف (٢٧٠٦. (ووردت سنة وفاته في مصدر ١٩٦٦هـ). (٢) معجم مصنفات الحنابلة ٢٢٦١٧، موسوعة أسبار ٢٢٦/٥، تراجم مختصرة ص٨٥، المبتدأ والخبر ٢٥/٤٤ (ووفاته في هذا المصدر ١٦ محرم). قلت: وهو غير شخص آخر بالاسم نفسه ولكن جده «علي» ومواليده شخص آخر بالاسم نفسه ولكن جده «علي» ومواليده

صغره. حصل على الدكتوراه في علوم الكتاب والسنة من جامعة أم القرى. من مشايخه أمين المصري، وخليل هرّاس، وصالح بن على الناصر. درَّس في الجامعة نفسها علوم الحديث، وأشرف على رسائل جامعية عديدة، وله درس في المسجد الحرام. وكان محبًا للسنة، ويحرص على الاقتداء بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره، فيحب الأطفال، ويخدم نفسه بقدر ما يستطيع، مع التواضع، والرغبة في نفع العامة بالدرس والموعظة والفتوى وغير ذلك. وكان محتسبًا لعلمه في ساعات كثيرة من التدريس، موقرًا لمشايخه، يتألم لأوضاع المسلمين، ويخصص قسمًا من دخله للصدقات. توفي يوم الأربعاء ٩ ذي الحجة.

وترك عدة مؤلفات أكمل بعضها زميله عطاء الله بن عبدالغفار السندي، وهي: المعجزات النبوية كما رواها الشيخان أو أحدهما (رسالة ماجستير)، مسند جابر بن عبدالله الأنصاري من مسند الإمام أحمد: تحقيق وترتيب وتخريج (رسالة دكتوراه)، دراسة الأسانيد (بالاشتراك مع عطا الله السندي)، النقط لما وقع في أسانيد صحيح ابن خزيمة من التصحيف والسقط، القدر وما ورد في ذلك من الآثار/ عبدالله بن وهب (تحقيق)، تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف، الأخطاء الاستنادية وتصويبها، المسيثاق في قوله تعالى: {وَإِذْ أَخُذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِنظُهُورِهُم ذُرِّيَّنَّهُم }، رمــوز الكـــنوز (تفسير)(٣).

# عبدالعزيز عبدالرحمن العميري (١٣٧٤ - ١٤٠٩ه = ١٩٥١ -١٩٨٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (٣) ترجمته من مقدمة كتابه (دراسة الأسانيد)، كتبها سليمان بن إبراهيم العابد.

**عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسند** (١٣٥٦ - ١٤٢٨ه = ١٩٣٧ - ٢٠٠٧م) عالم تربوي، محاضر نشط.



من مواليد مدينة بريدة بالسعودية، تخرَّج في كلية الشريعة بمكة المكرمة، درَّس وعمل مديرًا لمعهد شقراء العلمي، ثم عميدًا لكليتي الشريعة واللغة العربية بالرياض، ثم كان مديرًا عامًا للمعاهد العلمية، فوكيلًا للمعاهد العلمية والكليات التي صارت من بعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعين مستشارًا بها، ثم بوزارة التعليم العالى. وكلِّف بعمل الرئيس العام لتعليم البنات مدة عام، وكان أمينًا عامًا لجمعية البر بالرياض احتسابًا. رحل في سبيل الدعوة إلى أوروبا وأمريكا وأستراليا وآسيا وإفريقيا، وحضر مؤتمرات دولية وعربية ومحلية، وترأس دورتين في أمريكا الجنوبية وفيحى لتدريب الأئمة والدعاة. وكان حاضرًا في الساحة الثقافية، نشيطًا، صاحب محاضرات كثيرة في موضوعات وأمكنة مختلفة، وبرامج في الإذاعة والتلفزيون، وذا أسلوب خاص، ووجهات نظر خاصة، يحل مشكلات الناس الاجتماعية ويجيب على أسئلتهم الدينية. ويجمع آل المسند بالرياض في كل شهر مرة، وكان عضوًا في عدد من اللجان الإسلامية والعلمية والشعبية. مات يوم الأحد ١٨ رمضان، ٣٠ أيلول (سبتمبر)، وكان قد ابتُلى بمرض الكلى. الشرقية. التحق بجماعة الإخوان المسلمين

عام ١٣٧١هـ وكان طالبًا بالمرحلة الثانوية،

ولقى صنوف العذاب في السجون مع

إخوانه في قضية تنظيم ١٩٦٥م لمدة ٨

سنوات، وخرج من السجن الحربي عام

١٣٩٣هـ (١٩٧٣م)، ثم اعتقل أكثر

من مرة، كان آخرها تنظيم أبو حماد عام

١٤٢٨هـ (٢٠٠٧م). وأصبح مسؤولًا عن

الإخوان المسلمين بمحافظة الشرقية منذ

عام ۱۳۹۸ه حتی ۱٤٠٥ه ه (۲).



عبدالعزيز المسند.. أمين عام جمعية البر

وله مصنفات عديدة، منها: إمام الصابرين أحمد بن حنبل، الأندلس: تاريخ وعبرة، الزواج والمهور وأثرهما في الحياة الاجتماعية، سفينة الصحراء: رحلة فريدة على الإبل في القرن الخامس عشر الهجري، الصين ويأجوج ومأجوج، عالم مجهول، العلم المفقود في المواريث الإسلامية، غذاء الروح، متى ينتصر المسلمون، منكم وإليكم، النهج الحمدي، حير خلف لخير سلف، إرث التابعين (۱).

عبدالعزيز عبدالسلام حمودة (١٣٥٦ - ١٤٢٧هـ = ١٩٣٧ - ٢٠٠٦م) أديب ناقد.



ولد في كفر الزيات بمصر. حصل على الماجستير والدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة كورنيل الأمريكية، أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة، عميد الدراسات العليا بجامعة الإمارات، مستشار مصر الثقافي في أمريكا، عميد كلية الآداب والتكنولوجيا، صاحب مقالات ودراسات في الأدب والمسرح، كتب في «الأهرام» خاصة. عضو في لجان الجلس الأعلى للثقافة، والمجلس القومي للثقافة، رئيس

(۱) شخصيات في ذاكرة الوطن ص٢٥٢، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص١٣٦، دليل الكاتب السعودي ص١٣٥، الجزيرة ع٢٢٧٩ (١٢٢٩، ١٤٢٨هـ).

شعبة الفنون بالمجالس القومية، رئيس لجنة تطوير مناهج اللغة الإنجليزية بوزارة التعليم، اهتم بالعمل الأكاديمي وتتلمذ عليه كثيرون، مات يوم الثلاثاء ٥ شعبان، ٢٩ آب (أغسطس).



عبدالعزيز عبدالسلام حمودة رأس «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا»

من عناوين كتبه: إفريقيا المدارية (جـ٢: المجتمع والأنظمة الحاكمة)/ جورج كيميل (ترجمة مع علي الأنصاري وفؤاد إسكندر)، البناء الدرامي، الحلم الأمريكي، الخروج من التبه: دراسة في سلطة النص، المرايا المقعرة: من البنيوية إلى التفكيك، المرايا المقعرة: نخو نظرية نقدية عربية، المسرح الأمريكي، المسرح السياسي.

وقدم له المسرح المصري: الناس في طيبة، ليلة الكولونيل الأخيرة، الرهائن، الظاهر بيبرس، المقاول(٢).

عبدالعزيز بن عبدالعزيز الماضي ( ۱۳۳۰ - ۱۹۱۸ ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عبدالعزيز عبدالقاد**ر (۱۳۵۳ – ۱۶۳۲ه = ۱۹۳۱ – ۲۰۱۱م) داعمة.



من مواليد قرية ميت أبو عربي بمحافظة

(٢) كتابه «المرايا المقعرة»، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٥٠٥، الأهرام ع٢٧٤٤ (١٧/٨/١٧).

عبدالعزيز بن عبدالكريم التويجري (١٣٧٢ - ١٤٣٣ه = ١٩٥٢ - ٢٠١٢م) كاتب لغوي محقِّق.



من مواليد بريدة ببلاد نجد. حصل على شهادة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة الإمام في الرياض، التحق بالعمل في إدارة المطبوعات بوزارة الثقافة والإعلام، وعين مديرًا لإدارة المطبوعات العربية، ثم انتقل إلى جامعة الملك سعود فكان أستاذًا بكلية الآداب، وقد شارك في لجان مختصة بدراسة الفكر والثقافة داخل بلده، وأشرف على صفحات ثقافية بالصحف والمحلات، وكتب مقالات ودراسات تاريخية وأدبية ونقدية، إضافة إلى تحقيقات لغوية وتراثية، واهتم بجميع المخطوطات. دُفن يوم الأحد واهتم بجميع المخطوطات. دُفن يوم الأحد

مؤلفاته وتحقيقاته: أثر الخليل في جمهرة (٢) موقع فاقوس بلدي ٢٢ نوفمبر ٢٠١١م.

اللغة لابن دريد، التصحيف والتحريف في العربية: دراسة نظرية وتطبيقية على مناظرات الأصمعي اللغوية، حمد الجاسر اللغوي في ضوء نقده لتاج العروس والمعجم الكبير، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها لابن فارس اللغوي: دراسة تحليلية مقارنة في أصول نشره ومنهج تحقيقه، لغة العصر المحكية في التدوين المعجمي: مدونات الأزهري في تمذيب اللغة نموذجًا، المباحث اللغوية في خزانة الأدب للبغدادي (٤ مج، أصله دكتوراه)، مخاطبة بين الزجاج وتعلب (تحقيق)، مسائل في الفصيح بين ثعلب واللغويين، مصادر تراث لحن العامة في الأندلس: إيراد اللآل من إنشاد الضوال لابن خاتمة الأنصاري نموذجًا، مناهج اللغويين في تصنيف تراث المشترك اللفظى في العربية: منهج ابن الشجري نموذجًا(١).

عبدالعزيز بن عبدالكريم الدوري (1771 - 1731a = VIPI - . 1 . 74) مؤرِّخ قومي.



هو عبدالعزيز بن الكريم الطه، الملقب بالدوري، نسبة إلى قضاء (الدور) التابع لمحافظة صلاح الدين بالعراق، التي ولد فيها، وينتسب إلى (الشويفات) المتفرعة من عشيرة الجبور. رحل ضمن بعثة علمية إلى لندن لينال منها إجازة في التاريخ، ثم الدكتوراه في التاريخ الإسلامي، وعاد ليدرِّس في كلية التربية، وعمل مديرًا للترجمة بوزارة

(١) معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٢٤، الجزيرة ۲/۹/۲ م، الرياض ۱۲/۱۱/۳۳۸ه.

المعارف وأسهم في تأسيس كلية الآداب، وعيِّن معيدًا بها، وكان ضمن اللجنة المؤسِّسة لجامعة بغداد، وعمل فيها أستاذًا للتاريخ، فرئيسًا للجامعة، واستقال لأسباب سياسية، ورأس الجامعة ثانية (١٣٨٦هـ)، واختير عضوًا في الجحمع العلمي العراقي، وانتخب رئيسًا لجمعية المؤلفين والكتاب العراقيين، وكان عضوًا في مجامع لغوية أخرى، ودخل المعترك السياسي، فكان عضوًا في حزب الاستقلال، وانسحب منه ليلتحق بحزب الاتحاد الدستوري، وانضمَّ إلى صفوف الجبهة التعليمية الموحدة، واستقرَّ أخيرًا أستاذًا للتاريخ في الجامعة الأردنية بعمَّان. وقد حضر الكثير من المؤتمرات والمنتديات التاريخية في العراق وخارجها. وذكرته الموسوعات العربية والعالمية، وكتب عدة بحوث لدائرة المعارف الإسلامية. وحرَّر لصالح منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وهو صاحب المدرسة الاجتماعية والاقتصادية في دراسة التاريخ. وقرأت فيه أنه مؤرخ قومي ومفكر علماني، وأن القومية عنده لا تتناقض مع الدين ولا تنقضه! وكانت وفاته بعمَّان في ١٣ ذي الحجة، ١٩ تشرين الثاني.



عبدالعزيز بن عبدالكريم الدوري شارك في تأسيس جامعة بغداد

وقد قام (مركز دراسات الوحدة العربية) بعقد حلقة نقاشية عنه، وأصدرها في كتاب حمل عنوانه: عبدالعزيز الدوري مكرمًا: أوراق وشهادات، ١٤٣٠هـ.

ومما كتب فيه أيضًا:

عبدالعزيز الدوري إنسانًا ومؤرخًا ومفكرًا/ تنظيم مؤسسة عبدالحميد شومان، ۲۲۱ه، ۲۲۱ص.

منطق الحضارة عند عبدالعزيز الدوري/ إيناص صباح مهنا (رسالة علمية من الجامعة المستنصرية).

وله بحوث عديدة في التاريخ الإسلامي. ومن مؤلفاته المطبوعة: أنساب الأشراف للبلاذري (تحقيق مع إحسان عباس)، أوراق في التاريخ والحضارة (٤مج)، بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب، التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعى، الحذور التاريخية للشعوبية، الحذور التاريخية للقومية العربية، الخراج للقاضي أبي يوسف (تحقيق)، كتابة التاريخ عند العرب: الفكرة والمنهج، مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، النظم الإسلامية، ابن خلدون والعرب، الجغرافيون العرب وروسيا، دراسات في علم التاريخ عند العرب، دراسة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤلفها ابن إسحاق، مستقبل الفكر العربي. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(۲)</sup>.

#### عبدالعزيز عبدالله = عبدالعزيز عبدالله الخفاف

عبدالعزيز بن عبدالله (1371 - 77312 = 7781 - 71.79) عالم وكاتب موسوعي علاّمة.

ولد في الرباط. درس العلوم الإسلامية على ثلة من كبار العلماء بالمغرب، ونال إجازة في الآداب والحقوق من جامعة الجزائر. شارك في الصحافة الوطنية ضمن

<sup>(</sup>٢) موسوعة بيت الحكمة لأعلام العرب ٢١٥/١، موسوعة أعلام العراق ١٢٩/١، الجزيرة نت ١٢٩/١٢/١٤هـ، موسوعة أعلام العرب المبدعين ٤٣٧/١، معجم المؤلفين العراقيين ٢٨٦/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥٦٦٥، أعلام الجمع العلمي العراقي ص٥١.

الحركة الوطنية، وأشرف على إدارة معهد عبدالكريم لحلو بالدار البيضاء، وتولَّى الإدارة العامة للمحافظة العقارية ومصالح الهندسة، ثم إدارة التعليم العالى والبحث العلمى، ثم إدارة المكتب الدائم للتعريب التابع لجامعة الدول العربية طوال ربع قرن، وكان أستاذ الحضارة والفنّ والفلسفة والعلوم الإسلامية في ٢٠ جامعة بالقارات الثلاث، منها كلية الآداب في جامعة محمد الخامس، وجامعة القرويين، ودار الحديث الحسنية، وغيرها، وشارك في مؤتمرات إسلامية ولغوية وتربوية، وكان عضو موسوعات ودوائر معارف ودوريات عربية وأجنبية، وعضو جمعيات عالمية ومجامع لغوية، مثل عضوية الأكاديمية الملكية المغربية، والمحامع اللغوية العربية في القاهرة وبغداد ودمشق وعمّان، نائب رئيس البنك العالمي للكلمات التابع لليونسكو، ومستشار منظمة المؤتمر الإسلامي، وعضو الجلس التنفيذي لاتحاد المترجمين الدولي، مؤسِّس ورئيس تحرير محلة (اللسان العربي) حتى العدد ٢٣، ، وأمين محلة القدس (بالفرنسية). انتخب من طرف المعهد الدولي البيوغرافي الأمريكي أول رجل بيوغرافي عالمي طوال خمس سنوات، عضو مؤسّس لجمعية الإسلام والغرب الدولية بجنيف، مستشار منظمة المؤتمر الإسلامي. وكان عالمًا موسوعيًا كبيرًا، من أعلام القرن، جمع بين الثقافة الإسلامية والغربية، وعدَّ من أكثر المهتمين بقضية التعريب في المغرب الأقصى وفي الوطن العربي عامة. نال جائزة القرن العشرين للإنجازات، وجائزة ألف شخصية مبدعة في العالم، وجائزة المربى العالمي، وجائزة أهم مائة مرب عالمي ... نظير بحوثه العلمية وموسوعاته، فقد ألف حوالي (٤٥) معجمًا، وكتب بالفرنسية إلى جانب لغته العربية الأم، في الدين واللغة والترجمة والحضارة، وله أكثر من (٣٥٠) مقالًا وبحثًا. توفي يوم السبت ١٢ من شهر

ربيع الأول، ٤ من شهر فبراير. ومن عناوين مؤلفاته: الموسوعة المغربية للأعلام الحضارية والبشرية (٤-)، معلمة الصحراء، تاريخ المغرب، معلمة الفقة المالكي، معلمة المفسّرين والمحدّثين، الألسنية ودعم المعجمية العربية، المعجم الطبي المبسّط مع شوارد طيبة، معجم الحيوان والحشرات والحيات والأحناش، معجم النبات ومعجم الزهور، معجم الرياضة واللعب، معجم الفقه والقانون، معجم الطيران، المعجم العسكري. وغيرها الكثير في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (۱۳۳۰ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۹م) عالم علَّامة، سلفي فهّامة، فقيه مفت، بصير متبصِّر.



ولد في الرياض. حفظ القرآن الكريم قبل البلوغ. كُفَّ بصره وهو في العشرين من علماء عمره. تلقى العلم على عدد من علماء الرياض، منهم محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وسعد بن حمد بن عتيق، وسعد وقاص البخاري. تولى القضاء في منطقة الخرج أربع سنوات، وكان يعطى الدروس بعد الدوام. درَّس في المعهد العلمي بالرياض، وكذا في

 (۱) دليل أكاديمية المملكة المغربية ص٧٨، موسوعة بيت الحكمة ٣١٧/١، كتابه (معلمة التصوف)، مغرس (نقلًا عن المساء ٢٠١٢/٢/٥، الموسوعة الحرة ٢٠١٢/٢/٥.

كلية الشريعة بعد إنشائها سنة ١٣٧٣هـ. تولى رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ۱۳۹۰ه، وبعد خمس سنوات تولي منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برتبة وزير. ولما أنشئت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف عام ١٤١٤ه وتولت أمور الدعوة والإرشاد، استقلَّ بإدارة البحوث العلمية والإفتاء، وعينه الملك مفتيًا للسعودية، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، وكان من أعضاء الجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس الجحلس الأعلى العالمي للمساجد في مكة المكرمة، ورئيس المحمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة، وعضو الهيئة العليا للدعوة الإسلامية. إلى جانب الكثير من الأعمال الخيرة. وكانت همته في الدعوة السلفية (الوهابية)، مجددًا لها، مؤتسيًا بأعلامها، حاثًا على أهلها، منشرحًا معهم، يقرِّهم ويرشدهم. ولم يكن يتعامل مع الثقافة العصرية، ولا النظريات والتحليلات العلمية من العلوم البحتة والتطبيقية، ويأخذ بما ذكر في الكتب القديمة! ولمَّا أفتى بجواز الصلح مع أعداء الله من اليهود، ردَّ عليه الشيخ يوسف القرضاوي بأنه غير محيط بالقضية الفلسطينية، وأنه لا يعرف معنى المستوطنات، أو كلامًا من هذا القبيل، فردَّ عليه الشيخ ابن باز بأدب العلماء: وما الذي يدريه أنني لا أعرف. ولم يقل إنه لا يعرف. وكان قصد الشيخ القرضاوي أن الفتوى في أمر ما ينبغى الإحاطة فيها بالقضية، حتى تكون الفتوى سليمة ومقبولة وصحيحة. وأن اليهود الغاصبين لم يجنحوا للسلم يومًا حتى نسالمهم، وكيف يعتبرون جانحين للسلم بعد أن اغتصبوا الأرض وسفكوا الدماء وشرّدوا الأهل وأخرجوا الناس. وقد عقّب عليه ابن باز، كما عقب القرضاوي على تعقيبه (ينظر فتاوى معاصرة، والفتاوى الشاذة ص٨٣).

ومن الناحية العلمية قوله في دوران الأرض، كما في محتوى رسالة أصدرها. وذُكر لي أنه رجع عنه. وفي موقف إيجابي له حول نزول المركبة السوفيتية على القمر، ذكر أنه سئل كثيرًا عن ذلك فقال: إن ذلك ممكن، وليس في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة نص صريح فيما أعلم يدل على ما يمنع ذلك.

وقد حافظ على توازن منهجي في كثير من الصراعات والاضطرابات التي حدثت في الداخل، مع استمرار في النصيحة الهادئة. وغالبًا ماكان له درس من الفجر إلى طلوع الشمس، من فتح الباري، وفتاوى ابن تيمية، والطحاوية، والكتب الستة. ورجما ألقى درسًا بعد العصر، ويبقى في حديث نافع ومجالس الذكر في الليل كذلك. مع اهتمام بالمحاضرات، ويجلس مع العامة، يعلمهم ويربيهم. ويشاور العلماء كما يشاور طلبة العلم، ويستند على ركيزة قوية من الحفظ والفقه، يقرن الفتوى بالدليل، ويحفظ متونًا عدة من العلوم الشرعية، بل كان يحفظ مئات أو آلاف درجات الحديث جرحًا وتعديلًا! وكان مجتهدًا في الفقه الحنبلي، غير متكلف ولا متنطع في الكلام، سليم اللغة، يحمل ذهنًا وقادًا، مع سكينة الزهاد وتواضع العلماء العاملين. ولا يتردد في قول الحق، مع حكمة وروية وبدون إثارة، ويجهر بالحق عندما يلامس ظلمًا وتعديًا على حقوق الله. كما لقيت بعض اجتهاداته نقدًا من علماء. ويحفظ له - رحمه الله - موقفه عند إعدام الشهيد سيد قطب رحمه الله، فقد قام الشيخ وغضب لذلك وأزبد وأرعد، وأرسل برقية إلى جمال عبدالناصر ليثبت غضبه مع إخوانه الآخرين، وفي آخرها استشهد بقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا أُمُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّدُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾

وله خطابات إلى بعض الزعماء، عليهم ينكر عدم تحكيمهم شرع الله، وينكر عليهم تحجمهم السنة

ختم عبدالعزيز بن باز (وليس خطه)

والمدغانة على كل مني والرمعلاه وليا كم مه الهداة الموسّدير المه جوادكي

المطهرة، بل ويكفر بعضهم لخروجهم عن الحق، مثل الحبيب بورقيبة... وكان يهتم بأمور المسلمين عامة، حريصًا على أن تصل إليهم آراء السلفيين وأفكار دعاتما ومنهج أعلامها، وميزان الرجال والحركات الإسلامية عنده هو مدى قربهم أو بعدهم من المنهج السلفي (الوهابي) في الغالب. واهتم بأحوال الأقليات المسلمة في العالم.. وكان طوال يومه وليله مشغولًا بفتيا، أو كتابة شفاعة، أو إصلاح بين الناس، أو اتصال، أو توجيه، أو وقوف مع محتاج. ومن المعالم البارز في حياته أيام مني في الحج، حيث يفتح خيمته للناس، فيجلسون إليه ويتعلمون منه ويتناولون طعامه، وقد حجَّ (٥٢) حجَّة، وكان عدد الذين يحجون معه ويرافقونه في مخيمه (٨٠٠) حاج، وعدد الرجال والنساء الذين يقدم لهم الطعام في منی وعرفات ما بین (۸۰۰ - ۱۰۰۰) حاج. وكان صاحب كرم عجيب وذا عطاء مستمر. وصار له تلامذة ودعاة متفرقين في أنحاء العالم.

توفي فجر يوم الخميس ٢٧ محرم الموافق ١٣ أيار (مايو) بمدينة الطائف، وصلى عليه بعد صلاة الجمعة في المسجد الحرام، ودفن بمقبرة العدل في مكة المكرمة رحمه الله تعالى. ومن جميل ما قيل فيه بعد وفاته رحمه الله، قول أحد علماء هذه الأمة وأبرز فقهائها في هذا العصر، الشيخ يوسف القرضاوي، وفاءً لحق الأموات من ذكر محاسنهم، والبعد عن الفتن والخلافات، قال: لا أعرف أحدًا يكره الشيخ ابن باز من أبناء

الإسلام، إلا أن يكون مدخولًا في دينه، أو مطعونًا في عقيدته، أو ملبوسًا عليه، فقد كان الرجل من الصادقين الذين يعلمون فيعلِّمون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيصدقون...

منتيعاً) المكترك ين السعودية على منتيعاً المترار المسترار المسترا

وأنشئت مؤسسة حيرية باسمه بعد وفاته. ومما كتب فيه - دون مؤلفاته - من كتب ورسائل، ولعلى أول من أصدر فيه كتابًا: اختيارات الشيخ ابن باز وآرؤه الفقهية في قضایا معاصرة/ خالد بن مفلح آل حامد (دکتوراه).

الإنحاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز: حياته وجهوده العلمية والعملية والدعوية وآثاره الحميدة/ عبدالرحمن بن يوسف الرحمة.

منهج الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في القضايا المستجدة مع التطبيق على أبرز العبادات/ شافي السبيعي (أصله ماجستير). مؤلفات الشيخ ابن باز/ محمد خير يوسف. الدرر الذهبية في عيون القصص البازية: قصص ومواقف مشرقة من حياة سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله/ عبدالرحمن بن يوسف الرحمة.

منهج العلامة ابن باز في بيان الحق للمخطئين/ محمد بن إبراهيم أبا الخيل. أقوال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في الرجال/ فهد بن عبدالله السنيد.

من أحوال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في الحج/ رواية محمد موسى الموسى؛ إعداد محمد بن إبراهيم الحمد.

حوار من القلب مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله / نبيل محمد محمود.

جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله محمد موسى الموسى.

الممتاز في مناقب الشيخ ابن باز/ عائض بن عبدالله القربي.

ابن باز: فقيه آل سعود: محاكمة النهج الوهابي/ صالح الورداني (شيعي متطرف). ترجمة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بن باز رحمه الله تعالى/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم، محمد زياد التكلة. الرد على ابن باز رئيس هيئة كبار العلماء في السعودية وحول مقال: غلاة الشيعة لم ينقرضوا بعد/ عبدالرحمن الخير (كاتب نصيري).

أعظم الدروس والعبر في سيرة الإمام ابن باز الأغر/ عبدالله بن عبداللطيف العقيل. نسيم الحجاز في سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز/ سلمان بن فهد العودة.

الإبريزية في التسعين البازية / حمد بن إبراهيم الشتوي.

ابن باز بين القرطاس والقلم/ نجيب بن محمد الخطيب (وهو ببليوجرافيا بما كتب عنه في الدوريات السعودية من ٢٧ محرم - ٢٩ ربيع الآخر، ١٤٢٠هـ).

جهود سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في توضيح العقيدة/ عبدالرحمن عبدالله عمر (رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة).

المؤسسات الدينية الإسلامية والكيان الصهيوني/ زهير غزاوي (رد علي فتواه بجواز الصلح مع اليهود).

منهج الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله في الدعوة إلى الله تعالى/ محمد بن خالد البداح (دكتوراه).

جهود سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في تفسير القرآن الكريم/ محمد بن سريع السريع.



عبدالعزيز بن باز ترأس إدارة البحوث العلمية والإفتاء

وله مؤلفات عديدة، منها: التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله، التحذير من البدع، التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف، تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد على الصابوني في صفات الله عز وجل، الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح، حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات أو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بما يتضمن تنقصه أو الطعن في رسالته والرد على الرئيس أبي رقيبة فيما نُسب إليه من ذلك، حكم السحر والكهانة وما يتعلق بما، الدروس المهمة لعامة الأمة، فتاوى ومقالات متنوعة (انتظمت في ثلاثين مجلدًا وفهارس في جزأين). وله رسائل وكتب أخرى أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

(۱) الموسوعة العربية العالمية ٩/٩٨، موسوعة أسبار للعلماء المتحصصين ٥٨٢/٢، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين / ٢٢٠، معجم المطبوعات العربية السعودية ١٩٧٨، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص١٣، علماء ومفكرون عرفتهم ٧٧١، معجم مصنفات الحنابلة ٧٥/٦، حرائزة الملك فيصل العالمية ص٧٧، زهر البساتين ٢/٥، فتحصيات وأفكار ص٢٦٤، وبشر الصابرين ص١٤٧، التعليم في المسجد النبوي ص١٧١، وملحق خاص عن سيرته ومؤلفاته في الفيصل ع٣٧٧، وملحق الجندي المسلم ربيع الأول (أو العدد الأول؟) (١٤٢٨ه)، مجلة البحوث

عبدالعزيز عبدالله الخفاف (١٣٦٠ - ١٤٢٥هـ؟ = ١٩٤١ - ٢٠٠٤م) تربوي وأديب لغوي.

من مواليد الموصل، حصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة بغداد، ومارس مهنة التدريس والإدارة، وعيِّن مديرًا للتخطيط التربوي في نينوى، ثم حصل على الدكتوراه من جامعة الموصل، وكان هاويًا للرسم والخط، وشارك في تأسيس جمعية الخطاطين العراقيين، وقرأ وطالع وكتب في الصحف، وله بحوث ودراسات قدمها للندوات والمؤتمرات التربوية المحلية.

وطبع له: سلامة اللغة العربية: المراحل التي مرت بها، يوسف ذنون: مدرسة الإبداع في الخط العربي.

ورسالته في الماجستير (من جامعة بغداد): طور الإعجام إلى نهاية القرن الخامس الهجري.

ومن كتبه غير المنشورة: المكتبة القادرية في بغداد، محمد طاهر الكردي: فنه وآثاره،

الإسلامية (الرياض) ع.٢ (ذو القعدة - صفر ١٤٠٨هـ)، وع٥٧ (ربيع - جمادي ١٤٢٠هـ)، الخيرية ع١١١، الحرس الوطني ع٢٠٦، الرابطة ع٢١٦ و ٤١٤، الداعي ع٣ - ٥ (١٤٢٠هـ)، المحتمع من العدد ١٣٥٠ إلى ١٣٥٣، آخر لقاء مع (٢٠) عالما ومفكرًا إسلاميًّا ص١١١، بيننا وبينكم يوم الجنائز ص٦٤، التذكرة، ١٦٣/٢، رجال وراء جهاد الرابطة، رحلة العلماء في طلب العلم ص١٩٦، شخصيات في الذاكرة ٧/١٥، الصداقة بين العلماء/ محمد بن إبراهيم الحمد ص١٠، في وداع الأعلام ص٦١، قطف الثمرة في رثاء علماء عشرة/ إسماعيل بعد سعد بن عتيق ص٣٥، ٣٧، كلمات في مناسبات/ عبدالله الرحيلي ص١٠١، لوامع المكفوفين ص٤٧، موسوعة أعلام المكفوفين ص٢٣، من مشاهير علمائنا ص٥٩، أيتام غيروا محرى التاريخ ص٧٩، البعث الإسلامي ع٧ (١٤٢٠هـ) ص٤، ٩٤، وع ٨ ص۸۳، التقوى ع۸۳، ص۱۲، التوحيد (مصر) ع۳، (١٤٢٠هـ) (ملف عنه)، شباب ع٥ (ربيع الأول ١٤٢٠هـ) ص١٤، الشقائق ع٢٤ (جمادي الآخرة ١٤٢٠هـ)، صوت الأمة ع٨ (١٤٢٠هـ) (ملف عنه، وكذا العددان ٩و ١٠ من السنة نفسها)، محلة الجامعة السلفية مج ١٨ ع٥ -٦ ص٢٠، مساء ع٧ (ربيع الآخر ١٤٢٠هـ)، المستقبل الإسلامي ع٧٧ (رمضان) ١٤١٨هـ، وع ٩٧ (جمادي الأولى ١٤٢٠هـ)، المبتدأ و الخبر ٥/٣، (ترجمته في ٤٠٠ ص)، كبار رحال الدولة ١٩/١، وقوله في النزول على القمر في كتابه الفوائد المتنوعة ص١٨١، رجال لهم آثار ص ١١٢.

اسم الجنس وعلمه/ صالح السعدي الموصلي (تحقيق)، شواهد الأمثال في كتاب سيبويه، النحت في اللغة، تاريخ حركة الخط العربي بالموصل، المعجم الوسيط: دراسة تحليلية. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

# عبدالعزيز بن عبدالله الرومي (١٣٦٤ - ١٤٢١ه = ١٩٤٤ - ٢٠٠٠م) كاتب إسلامي فاضل.

ولد في مدينة الزلفي بالسعودية، قرأ على والده وآخرين، وتخرّج في كلية الشريعة بالرياض عام ١٣٩١ه. ثم عمل كاتب عدل بالرياض، وانتقل إلى دار الإفتاء، ومنها إلى وزارة الأوقاف، وكانت له رغبة في العلم والمطالعة، ويخطب ويعظ ويصلح بين الناس، توفي يوم الخميس ٢١ صفر،

وله تآليف، هي: المواعظ والرقائق والحكم، الدعوة المستجابة، نظرات في كتاب «أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» للشيخ أبي بكر جابر الجزائري، من صدى المنير، تنبيهات واستدراكات وملحوظات على كتاب محيط المحيط لبطرس البستاني، مختارات من الشعر، الأجوبة المسكتة عند العرب، نظرات في «دائرة المعارف» لبطرس البستاني، المعرب، نظرات في «دائرة المعارف» لبطرس البستاني،



(۱) موسوعة أعلام الموصل، ومما كتبه عبدالرزاق الحمداني في موقع (ملتقى أبناء الموصل) ۲۰/۱۰/۳۱. (۲) ومنه ترجمته، ولا أعرف له غيره مطبوعًا.

عبدالعزيز بن عبدالله الرويس (١٣٤٨- ١٤٣٤هـ = ١٩٣٠ – ٢٠١٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز عبدالله سالم (۱۰۰۰ - ۱۹۴ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز بن عبدالله السبيل (١٣٢١ - ١٤١٢ه = ١٩٠٣ - ١٩٩١م) من علماء منطقة القصيم البارزين.



عبدالعزيز بن عبدالله السبيل كان صاحب حلقة علم عامرة في الجامع الكبير بالقصيم

شقيق الشيخ محمد عبدالله السبيل رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. ولد في البكيرية، وبما قضى جُلَّ عمره متعلمًا وعالمًا وقاضيًا ورائدًا من رواد العلم والمعرفة. تولى القضاء بما وبالخبراء ورياض الخبراء والهلالية والشجية، ولم يؤثر عنه إلا الاستقامة والعدل فيما يقع تحت يديه من قضايا وأحكام. وتولى التدريس في معهد الحرم المكي. وكانت له حلقة علم عامرة بالجامع الكبير في القصيم، وأحرى بالجامع المكيرية. توفي ليلة السبت ٢١ صفر.

له ثلاثة كتب مخطوطة لم يتمها، هي: شرح المنتقى لابن تيمية الجد، الفقه الحنبلي (على طريقة السؤال والجواب)، مختصر في أصول الفقه (على المثال السابق)(٢).

عبدالعزيز بن عبدالله الشيبي (١٣٤٩ - ٢٠١٠م) سادن الكعبة.



من مواليد مكة المكرمة، من آل أبي راجح، من بني شيبة الذين توارثوا سدانة الكعبة من العصر الجاهلي، والسنُّ هو الذي يحدِّد السدَّان، يعني أن يتوارثها الأكبر في القبيلة أو الأسرة (؟)، مثل كسوة الكعبة، وغسلها، ومقام إبراهيم عليه السلام (تنظيف وتبخير)، يعني الإشراف عليها. فالدولة هي التي تتولى أمورها، ومفتاح الكعبة بيد السادن. وكان شيخ الحجبة بعد عمد طلحة بن حسن الشبيي عام بعد محمد طلحة بن حسن الشبيي عام الشبيين، عضو إدارة الحرم المكي الشريف. الشبيين، عضو إدارة الحرم المكي الشريف.



مفتاح الكعبة أوائل القرن الرابع عشر الهجري

# عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ (۱۳۳۸ - ۱۶۱۰هـ = ۱۹۱۹ - ۱۹۸۹م) عالم تربوي.

درس على والده الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ وآخرين، وتخرَّج في كلية الشريعة. عيِّن وكياً لها، كما عيِّن وكياً لها، كما تسلم رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي

١٨٤٨ (٥/٦/٢١٤١هـ).

<sup>(</sup>٣) معجم مصنفات الحنابلة ٢٦٧/٧، تاريخ القضاء والقضاة ٩٦/٣، الرياض ع٠٧٤٠ (٣٤١٢/٢٢٣هـ)، وع

<sup>(</sup>٤) طبقات حجاب الكعبة ص ٤٠١، ومواقع عديدة إثر وفاته.

الأفريقية (٢).

عن المنكر، وكان إمامًا وخطيبًا للحرم المكى الشريف حتى توفاه الله. توفي بمدينة الرياض في أواخر شهر جمادي الآخرة.



عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ رأس هيئة الأمر

من تصانيفه: جهود الملك عبدالعزيز في خدمة العقيدة الإسلامية، خطب المسجد الحرام، من أحاديث المنبر، لمحات حول القضاء في المملكة العربية السعودية، لمحات عن التعليم وبداياته في المملكة العربية السعودية، رسائل في الجهاد (بالاشتراك مع عبدالعزيز بن باز وصالح بن محمد اللحيدان)(١).

جرائزر من جروان بن مولان (الن

عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي (P371 - 3731a = .7P1 - 7..7a) حقوقي وزير.



ولد في الكويت. تخرَّج في كلية الحقوق بالقاهرة، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، عضو مجلس الأمة، رئيس رابطة الاجتماعيين الكويتية، وزير البريد والبرق والهاتف، سفير في العراق والمغرب، عضو الاتحاد الدولي للأخصائيين الاجتماعيين، عضو منظمة التحالف العالمي لمشاركة المواطنين. حضر مؤتمرات وندوات وملتقيات فكرية عديدة.

وما وتبط لشربي

الصرعاوي/ يحيى الربيعان. من مؤلفاته المطبوعة: الدستور الكويتي مع تمهيد في نشأة الكويت. وذكرت له «مؤلفات فكرية ودراسات عديدة منشورة» لم أعرف الكتب من بينها، وهي: دور المؤسسات الأهلية في أزمة الخليج، التشريعات الاجتماعية والعمالية في الكويت، ستة أسابيع في (إمارة أبو ظبي)، دراسات في الشؤون الاجتماعية والعمالية (كتاب)، محاضرات المواسم الثقافية لرابطة الاجتماعيين منذ تأسيسها عام ١٩٦٧م

صدر فيه كتاب: عبدالعزيز

حتى الآن، بحث حول الروابط الاجتماعية للوطن العربي، بحث حول العلاقات العربية

ضابط وزير.

الاجتماعيون عبدالعزيز الصرعاوي رأس رابطة الاجتماعيين

عبدالعزيز عبدالله العقيلي 

من مواليد الموصل، تخرَّج في الكلية العسكرية، وفي كلية الأركان، وأسهم في حركة بارزان الأولى عام ١٣٦٥هـ (١٩٤٥م)، ثم عمل في الحرس الملكي، وأجيز من كلية الحقوق، وانضمَّ إلى حركة الضباط الأحرار، واجتمع به عبدالكريم قاسم، وتداولا في تنفيذ حركة ضد النظام الملكي، وعندما نححت الثورة كان المترجم له آمر لواء في كركوك، ثم أصبح قائدًا للفرقة الأولى، وتصدَّى لانحراف عبدالكريم قاسم، فعيَّنه سفيرًا في إيران، لكنه لم يلتحق بعمله، بسبب قيام حركة الشواف في الموصل عام ١٣٧٩هـ (١٩٥٩م)، التي أسهم العقيلي في التخطيط لها. وشكل كتلة من الضباط والمدنيين سميت (جماعة القسم) للأخذ بالثأر من عبدالكريم قاسم، وأحيل إلى

(٢) وترجمته من كتابه الأول، قاموس ترجم الشخصيات الكويتية ص٢٤٥، شخصيات كويتية ص١٥٨.



على آن الله يرحاكم فطالب إلى يديلى قد صبوا وبطعوم كما الفيت خراهم

التدخدا كلى صنعتم وحث انى لم انسلم مد مطوعا به الا بشي اليسيرم.

المطبى ل بدعوم الما مقدلذا أو دالنام بسنة في عام مد كالدا عطم عاليفة

المدار الرام خور دي بسرعلى مصلة برو و ليس عليم وديد حرا

الله مدد المعام ومعرد لعنظ اسمى على ليد نشيخ صافي بهفصو مهارة

والشالة لور - شي ممكة الوصادا لكبرى و مُهتكبرى ومُحقد سر مما

فالأنه إنضارا جاستم ولم رفس ا نوتصال منركم وتكليع وللأ

وسد م مد نارو برحد دمه هنا بز ناد ونصيار الم يشوعر

(١) معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٨٧، الفيصل ع١٥٨ (شعبان ١٤١٠هـ) ص١١٧. وخطه من موقع عبدالله بن زيد آل محمود.

ومناطرته والمعطمكم الوسارين

التقاعد في عهده. تولى وزارة الدفاع في الوزارة التي شكلها عبدالرحمن البزاز عام ١٣٨٥هـ (١٩٦٥م). ثم إن الحرس الجمهوري انتخبه رئيسًا للجمهورية ولكنه رفض ذلك إلا عن طريق الانتخابات الديمقراطية. وبعد ثورة ١٧ تموز ١٩٦٨م رفض العمل سفيرًا في وزارة الخارجية، كما رفض التعاون مع البعثيين، فاعتقل وحكم رفض التعاون مع البعثيين، فاعتقل وحكم وذكر أنه كان نزيهًا متدينًا، ولم يتزوج. مات مريضًا في السجن يوم ٤ رجب، ٧ أيار (مايو).

له كتاب: تاريخ حركات بارزان الأولى عام ١٩٣٢ م(١١).

عبدالعزيز عبدالله كامل (١٣٣٤ - ١٤٢٩ه = ١٩٥٤ - ٢٠٠٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز عبدالمجيد الوهاب (١٣٥٧ - ١٤١٢ه = ١٩٣٨ - ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري (١٣٦٦ - ٢٠٠٧م = ١٩١٧ - ٢٠٠٧م) رجل دولة أديب.



ولد في حوطة سدير شمالي الرياض، وانتقل إلى المجمعة وهو في السادسة من عمره، بدأ متطوعًا في حيش الملك عبدالعزيز آل سعود، وعين رئيسًا لمالية المجمعة وسدير

(١) مدونة الدكتور إبراهيم خليل العلاف (١٤٣٢هـ)، موسوعة أعلام الموصل.

والزلفي، وارتبط بدالحرس الوطني» برئاسة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود آنذاك، فكان أحد أبرز رجاله، وعيِّن نائبًا له مساعدًا برتبة وزير. وكان عضوًا في كثير من اللجان والجهات الحكومية، من ذلك عضويته في اللجنة العليا للحكم، وحفلت حياته بالعديد من الأوسمة والميداليات، كما شارك في معظم رحلات الملك عبدالله إلى مختلف دول العالم، وشارك في مؤتمرات وندوات عالمية وإسلامية وعربية، وله مراسلات وعلاقات صداقة مع شخصيات كبيرة. وكان أديبًا، صحيح الكتابة، تقول إنه من طبقة الجاحظ وابن المقفع! ويظهر الفكر القومى في ثقافته وكتاباته واضحًا، وأحب الشخصيات التاريخية إليه المتني والمعري. مات يوم الأحد ٢٤ جمادي الأولى، ١٠ حزيران (يونيو).



عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري ناب عن رئاسة الحرس الوطني

ومما كتب فيه:

صوت الصحراء: قراءة في مضامين وتقنيات رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري إلى ولده/ أحمد حسن المزاح (١٨٨ص).

عبدالعزيز التويجري: الأديب والمؤرخ والإنسان/ رجاء النقاش.

كيف نحيط بالحيط/ حمد بن عبدالله القحطاني.

عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري: حياته وآثاره وما كتب عنه/ أمين سيدو.

عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري أديبًا/ فهد بن صالح الملحم (رسالة دكتوراه من جامعة الإمام بالرياض).

التويجري: حفر على ورق/ حمود الصهبي. وله كتب، هي: أجهدتني التساؤلات معك أيها التاريخ، حاطب ليل ضجر، خاطرات أرقتني سراها، الإنسان: رسالة وقارئ، رسائل الشيخ، رسائل إلى ولدي: حتى لا يصيبنا الدوار، رسائل إلى ولدي: منازل الأحلام الجميلة، رسائل خفت عليها من الضياع، رسائل وما حكته في بيتي، ركب أدلج في ليل طال صباحه، أبا العلاء: ضجر الركب من عناء الطريق، عند الصباح حمد الوم السرى: الملك عبدالعزيز، في أثر المتنبي بين اليمامة والدهناء، لسراة الليل أهتف: الملك عبدالعزيز: دراسة وثائقية، ذكريات وأحاسيس نامت على عضد الزمن (٢٠).

عبدالعزيز عبدالمحسن الدهيشي ( عبدالمحسن ۱۳۳۱ – ۲۰۰۲م) ( تكملة معجم المؤلفين )

عبدالعزيز عبدالملك رادين (١٣٦٤ - ١٤٣٣ هـ = ١٩٤٤ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز عبدالنعيم عبدالله (۰۰۰ - بعد ۱۳۹۲ه = ۰۰۰ - بعد ۱۹۷۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز عبدالولي ناشر (۱۳۶۶ - ۱۶۰۳ه = ۱۹۶۵ - ۱۹۸۳م) وزير وقيادي حزبي.



(٢) الرياض ع٢٤٢١ (١٤٢٨/٥/٢٥) هـ)، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٣٥، أحوال المعرفة (الرياض) ع٤٨ (ملف عنه)، كبار رجال الدولة ١١٥/١.

ولد في قرية التبعية بعزلة الأعبوس في محافظة تعز باليمن، وانتقل إلى مدينة عدن، التحق بالمعهد الإسلامي مع دورات هنا وهناك، وسافر إلى ألمانيا للدراسات العليا في أكاديمية الدولة والقانون، وتوفي قبل أن يكمل رسالة الدكتوراه في الاقتصاد والعلوم السياسية. وقد تعين قبل وكيلًا لوزارة الداخلية، ووزيرًا للاقتصاد والصناعة، فالتخطيط، ثم وزيرًا للدولة لشؤون محلس الوزراء. والتحق قبل هذا بحركة القوميين العرب، ثم بتنظيم الجبهة القومية، وفرَّ إلى صنعاء ليُعتقل هناك، ثم عاد إلى عدن ليكون عضوًا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، وطلب إعفاءه من مناصبه، فسافر إلى ألمانيا ومات هناك. وقد شارك في مؤتمرات وندوات عديدة، وكانت تربطه علاقات قوية بكثير من القادة العرب. وسعى في خدمة الناس، وتوفي في ۱۱ شعبان، ۲۳ مايو.

وصدرت فيه ثلاثة كتب، هي: عدالون عدالها. راق في ضمور الحزب

عبدالعزيز عبدالولي باق في ضمير الحزب والشعب.

حضور بحجم الحلم.

هكذا تحدث عبدالعزيز عبدالولي وهكذا تحدثوا عنه.

وصدر بعد وفاته: من أعمال الرفيق عبدالعزيز عبدالولي ناشر(١).

**عبدالعزيز عتيق** (۱۳۲۶ - ۱۳۹۱ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۷۱م) أديب وشاعر ناقد.





من محافظة القليوبية بمصر. تخرَّج في دار العلوم، وحصل على الدكتوراه من جامعة لندن. درَّس في المدارس المصرية، ثم كان موظفًا بوزارة الثقافة، ودرَّس اللغة العربية بلندن، ثم كان ملحقًا ثقافيًا هناك، ومديرًا مساعدًا لإدارة الثقافة بوزارة التربية، وتولى عمادة كلية الآداب بجامعة بيروت العربية (فرع جامعة الإسكندرية)، وكان أول عميد لها، ودرَّس فيها (جامعة بيروت أنشئت بدعم من جامعة الإسكندرية ولذلك ارتبطت بها أكاديميًا).

وكُتب عنه في رسالة ماجستير: عبدالعزيز عتيق شاعرًا/ رفعت التهامي (جامعة الأزهر، ١٣٩٧هـ).

له: مقدمة في علم البلاغة، علم البديع، علم البيان، علم المعاني، ديوان عتيق، أحلام النخيل (ديوان شعر، قدم له سيد قطب)، ثم طبعا معًا بالعنوان الأخير وقدم له طه حسين، المدخل إلى علم النحو والصرف، الأدب العربي في الأندلس، تاريخ البلاغة العربية، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، رسائل من نحرو إلى ابنته (ترجمة)، العرب، رسائل من نحرو إلى ابنته (ترجمة)، علم العروض والقافية، في النقد الأدبي، نحو علم العروض والقافية، في النقد الأدبي، نحو ترير المستعمارا/كوامي أنكروما (ترجمة)، الاستعمار/كوامي أنكروما (ترجمة)،

# عبدالعزيز بن عزت الخياط (١٣٣٨ - ١٤٣٢ه = ١٩٢٠ - ٢٠١١م) فقيه وزير.

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية مع إضافات.

من مواليد مدينة نابلس بفلسطين، حصل على إجازة في القضاء الشرعي من جامعة الأزهر، وأكمل دراساته العليا فيها فحصل على الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون عام ١٣٨٩ه، وشغل عدة مناصب في الأردن، منها عمادته لكلية الشريعة بالجامعة الأردنية، كما عين وزيرًا للأوقاف والشؤون وللقدسات الإسلامية مرتين، وكان عضوًا في مجالس ومجامع علمية عربية وإسلامية، وهو من مؤسّسي جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين والأردن. توفي يوم الثلاثاء ٢٧ وغي الحجة، ٢٢ تشرين الثاني (نوفمبر).

من مؤلفاته المطبوعة التي وقفت على عناوينها: أدب الحوار، الإسلام صالح لكل زمان ومكان - التحديات التي يواجهها الإسلام (أصله محاضرتان)، الأسهم والسندات من منظور إسلامي، بوضوح: في صراحة الرأي والحديث والفتوى واللقاء الصحفى: كل ما قلته أو كتبته صريح وصادق، التنمية والرفاه من منظور إسلامي، حصاد السنين، حقوق الإنسان والتمييز العنصري في الإسلام، الزكاة: تطبيقاتها واستثمارها، الشركات في الشريعة الإسلامية (أصله دكتوراه)، الشركات في ضوء الإسلام (٤ ٨ص)، طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها، وسطية الإسلام، المحتمع المتكامل في الإسلام، المرأة ومن ترعاه في رحاب القرآن: أسرة وطفلًا، مقاصد الشريعة الإسلامية وأصول الفقه، المؤيدات التشريعية: نظرية العقوبات، سيرتى: ذكريات وتجربة حياة. ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم

المؤلفين)(١).

عبدالعزيز العقيلي = عبدالعزيز عبدالله العقيلي

عبدالعزيز علون (١٣٥٣ - ١٤٣٣ هـ = ١٩٣٤ - ٢٠١١م) باحث فنان.



من مواليد خان شيخون التابعة لإدلب بسورية. حصل على إجازة في اللغة الإنجليزية، ودكتوراه من إيطاليا في الفن. درَّس في كلية الفنون الجميلة (٢٤) عامًا، كما حاضر في جامعة دمشق، والكلية الأمريكية ببيروت، وتسلم العلاقات الدولية مع المنظمات المعنية بالشؤون الثقافية بمجلس الوزراء، وكان مقررًا للجنة الأثاريين، ورسم لوحات فنية، وكان مالك الآثاريين، ورسم لوحات فنية، وكان مالك أكبر مجموعة من اللوحات في سورية، فقد حصًل آلاف اللوحات الأصلية، وتماثيل، جمعها من بلدان كثيرة، إضافة إلى مجموعة تاريخية. توفي نهاية العام الميلادي.

بالعربية والإنجليزية، ومعظم كتاباته بالإنجليزية، وأغلبها لم تطبع. ترجم أشعار السوريين في العصر الروماني في ديوان شعر كامل. كما ترجم مذكرات الحفريات يوم اكتشاف طرواده، وترجم كتابًا لأندريه بارو عن اكتشاف (ماري) وغيرها. كما ترجم ديوان شعر أبولونير. وله (١٥) عنوانًا بالعربية والإنجليزية عن

له (٢٥) كتابًا، وكتب مئات المقالات

 (١) موسوعة أعلام فلسطين ١٥٨/٥ مع إضافات، وله ترجمة في كتابه «مقاصد الشريعة».

حضارة وفنون سورية، وألَّف كتاب (حكايا ملاح) في جزأين (عن رواد الفن والثقافة). ورسالته في الدكتوراه: الذرى والقيعان في تاريخ الفن العام.

ونشر كتابين على شكل مقالات: تاريخ النحت العربي في العصر الجاهلي، الأموي الكبير في دمشق وتاريخه وجمالاته. وصدر له بالعربية: أعلام النقد الفني في التاريخ(٢).

عبدالعزيز علي البرماوي (۱۰۰۰ - ۱۹۱۵ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز علي الرنتيسي (١٣٦٧ - ١٤٢٥ه = ١٩٤٧ - ٢٠٠٤م) قائد وزعيم إسلامي شهيد.



ولد في قرية «يبنا» الواقعة بين عسقلان ويافا. انتقلت أسرته بعد حرب ١٩٤٨م ويافا. انتقلت أسرته بعد حرب ١٩٤٨م عمل في إعالة أسرته الفقيرة منذ كان طالبًا في الابتدائية، تخرَّج في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، ونال منها الماجستير في طب الأطفال، عمل طبيبًا في المركز الطبي الرئيسي في خان يونس بمستشفى ناصر، كما عمل محاضرًا في مواد العلوم وعلم الوراثة والطفيليات في الجامعة الإسلامية بغزة، اعتقل عام ١٤٠٣م لرفضه دفع بغزة، اعتقل عام ١٤٠٣م لرفضه دفع لصحيفة الثورة (السورية) ١٤٠٠م، موقع اكتشف سورية (١٣٤٤ه).

الضرائب لليهود. أسَّس مع إحوة له تنظيم حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة عام ٤٠٧ه. اعتقل عام ٨٠٤١هـ للمرة الثانية مدة عامين لمشاركته في الأنشطة المعادية للاحتلال اليهودي، ثم ظل رهن الاعتقال الإداري مدة عام سنة ١٤١٠ه. وبعد عامين أبعد مع ٤٠٠ شخص من أعلام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى جنوب لبنان، وكان الناطق الرسمي باسمهم في مخيم العودة بمنطقة مرج الزهور لإرغام اليهود على إعادتهم. اعتقل فور عودته وظل محتجزًا حتى أوائل عام ١٤١٨ه. وخرج من المعتقل ليباشر دوره في قيادة حماس التي كانت قد تلقت ضربة مؤلمة من السلطة الفلسطينية عام ١٤١٦هـ (١٩٩٦م)، وأخذ يدافع بقوة عن ثوابت الشعب الفلسطيني وعن مواقف الحركة، ويشجع على النهوض من جديد، ولم يرق ذلك للسلطة الفلسطينية، التي قامت باعتقاله بعد أقل من عام من خروجه من سجون الاحتلال، وذلك عام ١٤١٨ه بضغط من الاحتلال كما أقر له بذلك بعض المسؤولين الأمنيين في السلطة الفلسطينية، وأفرج عنه بعد ١٥ شهرًا بسبب وفاة والدته وهو في المعتقلات الفلسطينية، ثم أعيد للاعتقال بعدها ثلاث مرات، ليفرج عنه بعد أن خاض إضرابًا عن الطعام، وبعد أن قُصف المعتقل من قبل طائرات العدو الصهيوني وهو في غرفة مغلقة في السجن المركزي، في الوقت الذي تم فيه إخلاء السجن من الضباط وعناصر الأمن خشية على حياتهم، لينهى بذلك ما مجموعه ۲۷ شهرًا في سجون السلطة الفلسطينية. وحاولت السلطة اعتقاله مرتين بعد ذلك ولكنها فشلت، بسبب حماية الجماهير لمنزله. حفظ كتاب الله في المعتقل عام ١٤١٠ه بينما كان في زنزانة واحدة مع الشيخ الجاهد أحمد ياسين، وله قصائد

شعرية عميقة الأثر عظيمة التأثير. وكان كاتب مقالة سياسية تنشرها له عشرات الصحف، وقد أمضى معظم أيام اعتقاله في سجون الاحتلال وكل أيام اعتقاله في سجون السلطة في عزل انفرادي... وكان يؤمن أن فلسطين لن تتحرر إلا بالجهاد في سبيل الله. تعرض لمحاولة اغتيال عام ۱٤۲٤ هـ (حزيران ۲۰۰۳م) من قبل قوات اليهود، فاستشهد أحد مرافقيه وعدد من المارة ونجا هو. وبعد يومين من اغتيال الشيخ أحمد ياسين مؤسِّس حركة حماس، بويع الرنتيسي زعيمًا لها، يوم الأربعاء ٣ صفر، ۲۶ آذار، لكن اليهود هدَّدوا بقتل قيادي حماس، فاغتالوه بعد ٢٦ يومًا من استشهاد الشيخ المؤسِّس، وذلك في هجوم بالصواريخ من طائرة مروحية على سيارته بالقرب من منزله، يوم السبت مساء ٢٧ صفر، ۱۷ نیسان، وکان العملاء وراء التنسيق مع اليهود في اغتيالهما، جزاهم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء.

ومما رثي به رحمه الله. حورُ الجنانِ ازَّيَّنت لعريس

واستقبَلتْ محبوبَها الرنتيسي

هذا الذي نرجو له.. ورجاؤُنا

مِن ظنِّنا في ربنا القُدُّوسِ

أسدُ تأبُّط رايةً لمَّا يزل

يعلو بِها في غير ما تنكيس عبدَالعزيز مضيتَ دون ترددٍ

صوب العلا وسخِرت من إبليس

من أجل مولاك الذي ناصرتهُ ولوجههِ قدَّمتَ كلَّ نفيس

من أجل أقصاك الذي أحببتهُ

حبًّا حقيقيًا بلا تلبيس إن طال يومُ الأربعاءِ بأهلهِ

فلسوف يأتي الناسَ يومُ خميسِ



عبدالعزيز الرنتيسي زعيم حركة حماس بعد استشهاد مؤسسها أحمد ياسين

ومماكتب فيه:

معًا إلى الجنة: شهيد الفجر وصقر فلسطين/ حسني جرار (عنه وعن الشيخ أحمد ياسين).

أسد الأقصى الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي/ حسن محمد أحمد.

وله قصائد شعر ومقالات عديدة في الدوريات<sup>(١)</sup>.

عبدالعزيز بن علي الزامل (٠٠٠-نحو ١٤٢٠هـ = ٠٠٠ - نحو ٢٠٠٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

# عبدالعزيز بن علي الشبل (.371 - 1131a = 17P1 - VPP1a)

مدرس للعلوم الشرعية.

من عنيزة ببلاد نجد، استقرَّ بالمدينة المنورة. حفظ القرآن الكريم، درس على علماء في بريدة والرياض، وتخرج في كلية الشريعة، واظب على حضور حلقات المفتيين ابن

(١) من ملف أعدته الندوة العالمية للشباب الإسلامي بعد وفاته، الحياة ع٢٩٩٦ (١٤٢٥/٢/٢٨)، الشرق الأوسط ع٩٢٧٣ (بالتاريخ السابق)، الجمتمع ع١٥٩٦ (١٤٢٥/٢/٢٠) (لعله آخر لقاء معه)، والأعداد الثلاثة التالية له، مجلة الجلة ع١٢٦٣ (٢٠٠٤/٥/١م)، ملف عنه، الصحوة، ع ٩٢٠ (٢/٣/٢ هـ)، الأدب الإسلامي ع٤١ ص١٧، الداعي (جمادي الأولى ١٤٢٥هـ) ص٨١، الوعبي الإسلامي ع٤٦٤ ص١٤، آخر لقاء مع ٢٠ عالما ومفكرًا إسلاميًا ص٥٢٦، وبشر الصابرين ص٢٨٠، أعلام الهدى ١٠/١، موسوعة شهداء الحركة الإسلامية ١٦٨/١، شهداء على بوابة الأقصى ص١٤٧، وجوه عربية وإسلامية ص٤٨، رجال لهم آثار ص ١٣٣، أعلام من حيل الرواد

باز ومحمد بن إبراهيم. درَّس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ثم درَّس في المسجد النبوي الفقه والتوحيد والحديث والفرائض والسيرة<sup>(٢)</sup>.

# عبدالعزيز بن على العندليب (7571 - 37312 = 7391 - 3 . . 79) أديب وشاعر شيعي.



من الكويت. نال عدة شهادات من الجامعات العربية، منها إجازة في الآداب من الجامعة اللبنانية، وأخرى في اللغة العربية من جامعة القاهرة، وثالثة في الفلسفة وعلم النفس من الجامعة السورية، وكان قويًا في اللغة والشعر، شارك وزارة الأوقاف في الاحتفالات الدينية، درَّس، وعمل في مجلس الوزراء، وارتبط بالكثير من الأسر والمحالس والدواوين الأهلية، وكانت له مشاركات في الصحف والمحلات.

وله دواوين شعر مطبوعة، هي: آل البيت: يوم الحسين الخالد، من سجل الفخار لشهدائنا الأبرار، عبق النبوة والإمامة، القصائد الوطنية (٢).

# عبدالعزيز بن علي المساعد (١٣٤٦ - ١٤١١ه = ١٩٢٧ - ١٩٩١م)

من مدينة عنيزة بالسعودية، قضى حياته في

- (٢) موسوعة أسبار ٥٨٩/٢، التعليم في المسجد النبوي ص۱۷۷٠
- (٣) البيان (الكويت) ٤٠٢٤ ص٤، ٢٠١ معجم البابطين لشعراء العربية.

طلب العلم وتعليمه، حيث أمضى حوالي ستة وعشرين عامًا في تدريس مواد الدين في المعهد العلمي بعنيزة بالسعودية، ثم تقاعد بعد ذلك متفرغًا لإمامة أحد مساجد عنيزة والفتوى والتدريس في المسجد(١).

# عبدالعزيز العلي المطوع (١٣٢٨ - ١٤١٦ه = ١٩١٠ - ١٩٩٦م) داعية ومحسن وجيه.



من الكويت. أول من أرسى أساس العمل الإسلامي المنظم في الكويت، فأنشأ مكتبة إسلامية، وأسَّس جمعية الإرشاد الإسلامي في أوائل عام ١٣٧٠هـ بالتعاون مع إخوانه، وكذلك مجلة «الإرشاد» و «مدرسة الإرشاد». وفي عام ١٣٦٦ه زار مصر والتقى بالإمام حسن البنا وتبرع لمشروع جريدة «الإخوان المسلمون» والمطبعة، وكان من المحسنين في مجال العمل الخيري، وحدمة الدعوة الإسلامية والاتصال بالعلماء والدعاة في كل مكان، والتعاون معهم في خدمة الإسلام، وتقديم العون للمسلمين وذوي الحاجات، ومساعدة الطلاب والدعاة العاملين في الحقل الإسلامي، ودعم الجهاد الإسلامي، والنصح لولاة أمور المسلمين، وترك آثارًا طيبة في مصر وبغداد، والكويت، وكان محبوبًا من الزعماء والدعاة والعلماء، وهو شقيق الشيخ عبدالله المطوع رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي التي

(١) الجزيرة ع٢٣٠ (١٧/٨/١٧).

تصدر عنها بحلة (المحتمع). توفي يوم الأحد ا دي القعدة، الموافق ٧ نيسان (أبريل). وكان شغوفًا بالقراءة والتأمل في آيات الله عز وجل، والتدبر في القرآن الكريم الذي كانت له فيه وقفات فسّر فيها بعض السور والآيات، وبخاصة ما له علاقة بالعلوم العصرية، وآخر الحقائق العلمية التي أشار إليها القرآن الكري(٢).

# عبدالعزيز عمر الشرقاوي (١٣٢١ - ١٣٩٩ه = ١٩٠٣ - ١٩٧٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

### عبدالعزيز بن عمر العلي (١٣٣٢ - ١٤١١هـ = ١٩١٣ - ١٩٩١م) مناضل.

من الزبير بالعراق. أخذ عن بعض المشايخ، منهم عبدالمحسن البابطين، ونعمان بن أحمد الأعظمي. درّس في المدارس الحكومية في الزبير والبصرة، ثم في دار العلوم ببغداد، ودرّس في العراق والكويت. انتقل إلى السعودية ومات بالرياض.

له كتاب جليل ألفه بالاشتراك مع عبدالرزاق الصانع يقع في (٥) مجلدات، وقد طبع بعنوان: إمارة الزبير بين هجرتين (٩٧٩ – ١٤٠٠هـ)(٢).

# عبدالعزيز عناني (۱۳۲۶ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۲۵ - ۲۰۰۰م) باحث ومؤرِّخ موسيقي.

ولد في القاهرة، درَّس الرياضيات في مدارس العاصمة، وعشق الموسيقى والأغاني، وتردَّد على سوق الكانتو لشراء الأسطوانات القديمة، وتعرَّف هناك على أشخاص يشاركونه في هوايته، ورتب مع اثنين منهم ندوات أسبوعية كل يوم خميس، فكان ندوات أسبوعية كل يوم خميس، فكان

(٢) من أعلام الحركة الإسلامية ص١٥٤، المجتمع ع١١٩٦ ص١٠، من أعلام الحركة والعوة ص٧٦٥.

(٣) معجم مصنفات الحنابلة ٢٦٦/٧.

يحضرها كبار الموسيقيين والفنانين، ووصفه محمد عبدالوهاب ب(مؤرخ الموسيقيين)، وسمته أم كلثوم (ذاكرة الفن العربي).



اشترى أسطوانات نادرة، وجمع كل الأعمال التي قدمها عبدالوهاب، من أول ما غنى حتى آخره. وبحرور الأيام تكونت لديه أكبر مكتبة موسيقية بملكها فرد، تضم نحو (٩٠٠٠) أسطوانة، بعضها يعود إلى عام ١٩٠٤م، وهو العام الذي تم فيه إنتاج أول أسطوانة، إضافة إلى (٢٠٠٠) شريط، مفهرسة بشكل دقيق، وتعتبر مرجعًا للتراث الغنائي والموسيقي العربي. ومات في ١٣ ربيع الأول، منتصف شهر حزيران (يونيو)(٤).

# عبدالعزيز بن عيسى المقرن (١٣٩٢ - ١٤٢٥ هـ = ١٩٧٦ - ٢٠٠٤م) زعيم تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية. اسمه الحركى «أبو هاجر».



من الرياض. ترك الثانوية ليلتحق بالجهاد في أفغانستان وعمره (١٧) عامًا. قاتل في البوسنة، هرَّب أسلحة من إسبانيا عبر المغرب إلى الجزائر، اعتقل في الصومال.

(٤) الدستور (موقع الصحيفة، لم يتبين لي تاريخها)، نقالًا عن أورينت برس، البيان (١٦ يونيو ٢٠٠٠م).

درَّب عناصر في السعودية بمعسكرات سرية في مناطق وعرة، وسُجن، ومن اليمن تسلَّل إلى أفغانستان ليلتحق بالقاعدة، عاد إلى السعودية وتسلم زعامة تنظيم القاعدة في الخليج خلفًا لخالد علي حاج، وكان يدرِّب عناصر ويرسلهم إلى العراق أثناء الاحتلال الأمريكي لها. قُتل في الرياض ليلة السبت الأولى من جمادى الأولى، ١٩ حزيران، وكان المطلوب رقم (١) أمنيًا(١).

عبدالعزيز عيون السود = عبدالعزيز بن محمد على..

عبدالعزيز الغامدي عبدالعزيز الغامدي ( ۱۳۹۰ - ۲۰۰۶م) قائد المجاهدين العرب في الشيشان، المعروف بأبى الوليد.



من السعودية. تسلم قيادة المجاهدين العرب في محرم ١٤٢٣ هـ بعد مقتل سامر صالح السويلم، المعروف بالقائد خطاب. دوَّخ الروس بمخططاته العسكرية وجهاده فكان المدف الأول لهم لقتله، وأعلنوا (٦) مرات عن مقتله كذبًا، و كان من أبرز المتهمين في عمليات التخطيط لتفجيرات موسكو في صيف ١٩٩٩م، كما اتهم بتمويل كل في صيف ١٩٩٩م، كما اتهم بتمويل كل العمليات الجهادية المباشرة التي كان ينفذها الشيشان. ويبدو أن استشهاده هذه المرة الشيشان. ويبدو أن استشهاده هذه المرة كان في شهر ربيع الأول، أيار (مايو)(١).

(١) قناة الإخبارية (الرياض) بتاريخ ١٤٢٥/٥/١هـ، ومعلومات من الشبكة العالمية للمعلومات.

(۲) الشرق الأوسط ع۹۰۵۳ (۱۲۲٤/۷/۱۶هـ)، الجملة ع۱۲٦۳ (۲۰۰٤/٥/۱) ص۱۳.۳

**عبدالعزيز غجو** (۱۳۷۰ – ۱۳۳۶هـ = ۱۹۵۰ – ۲۰۱۳م) خطاط.



ولادته في تطوان. حصل على الشهادة الثانوية من ثانوية القاضي عياض، التحق بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، ولخطه الجميل عمل في كتابة الجوازات وعقود الزواج بالسفارة المغربية في مدريد، وتفرَّغ في عماله الفنية منذ عام ١٤١٣ه، وعمل قيمًا على خزانة مركب عبدالخالق الطريس، وافتتح معارض له في تطوان ومدريد، وفاز بالجائزة الأولى مرتين، وتمكن خلال مسيرته الإبداعية التي ناهزت أربعين عامًا من إنجاز عدد من الأعمال الرائعة، من بينها إنجاز عدد من الأعمال الرائعة، من بينها وقصيدتا البردة والهمزية، وهي ما زالت مخطوطة. توفي بتطوان يوم السبت ٢ ربيع غطوطة. توفي بتطوان يوم السبت ٢ ربيع الزير، ١٦ فيراير (٣).



لوحة خطية بقلم عبدالعزيز غجو

عبدالعزيز الغشَّام (١٣٥٤ - ١٤٢٧هـ = ١٩٣٥ - ٢٠٠٦م) طبيب شرعي خبير.

(٣) مما كتبه البشير المسري وظهر في موقع تطوان بلوس٢٠١٣/٢/١٧.

من تونس. حصل على الدكتوراه في الطبّ من مدينة تولوز بفرنسا، وتخصّص على أساتذة كبار في باريس، في محال طبِّ الشغل والطبِّ الشرعي، ونال عدة شهادات عليا في هذين الجالين. أستاذ وعميد كلية الطبّ بتونس، رئيس ومؤسّس الجمعية التونسية لعلوم الطب الشرعى، والجمعية التونسية لطبّ الشغل، رئيس ندوة مديري وعمداء المعاهد وكليات الطب بالمغرب العربي، مدير المعهد الوطني لطب الشغل والأمراض المهنية، رئيس مصلحة الطبّ الشرعى بمستشفى شارل نيكول، رئيس لجنة تقييم برامج البحوث الطبية بوزارة البحث العلمي، مستشار قارا للندوة الدولية للعملاء الناطقين باللغة الفرنسية. عمل على إصلاح التعليم الطبي وتخرَّج عليه أطباء كثيرون. مات في ٩ رمضان، ٢ تشرين الأول (أكتوبر).

ألَّف حوالي (١٧٠) دراسة في طبِّ الشغل والطبِّ الشرعي والأخلاقيات الطبية، إضافة إلى محاضراته ومداخلاته في المؤتمرات الوطنية والدولية<sup>(٤)</sup>.

عبدالعزيز الفاروقي (۲۰۰۰ – ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۴م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز فهد المساعيد (١٣٣٠ - ١٤٢٢ه = ١٩١١ - ٢٠٠٠م) عميد الصحافة الكويتية.



(٤) وكالة إفريقيا تونس للأنباء الرسمية بتاريخ وفاة المترجم
 له، الموسوعة التونسية ٢٩٨٩/٠.

ولد في الكويت، وتلقى فيها تعليمه الأولى والثانوي. سافر إلى معظم دول العالم شرقه وغربه، في إطار العمل أو السياحة. تميز بحضوره المتواصل والمؤثر في عالم الصحافة، فهو أول من أسَّس صحيفة يومية في الكويت، هي صحيفة «الرأي العام» عام ١٣٨١ه. وقد أسهم في إدارتما صحفيون من سورية وفلسطين. كما أسّس مجلة «النهضة» الأسبوعية الخاصة بقضايا الأسرة والفن والأدب، ثم أسَّس بحلة «سعد» فكانت أول مجلة للأطفال في المنطقة، ثم مجلة «دنيا العروبة». وأنشأ صحيفة «ديلي نيوز» الناطقة باللغة الإنجليزية. عمل مراسلًا لصحيفة «الحياة» التي كانت تصدر في لبنان، إضافة إلى إسهاماته في تأسيس عدد من الجلات المتخصصة التابعة لجمعيات النفع العام، وشارك في الحياة السياسية والنيابية، فكان عضوًا في مجلس الأمة خلال عدة دورات، ومات في شهر تموز (يوليو) بجنيف، ولم يترك مؤلفات(١).

# हेशितिहोता इं



عبدالعزيز فهد المساعيد مؤسس أول جريدة يومية بالكويت (الرأي العام) وأول مجلة أطفال بها (سعد)

(١) أعلام الصحافة في الوطن العربي ٢٥٠/١ (وولادته في

هذا المصدر: ۱۹۲۰م)، الفيصل ع۳۰۰ ص۱۲۰۰ الشرق (قطر) ۱۰ يوليو ۲۰۰۱م، قاموس تراجم الشخصيات

الكويتية ص٢٥١.

**عبدالعزيز القرجي** (۱۳۴۷ – ۱۶۲۹هـ = ۱۹۲۸ – ۲۰۰۸م) فنان تشكيلي.



ولد في تونس العتيقة. درس الفنون الجميلة بتونس، ثم استقرَّ بباريس مدة أربعة أعوام لينضمَّ إلى ورشات تكوينية في الرسم والخزف والنسيج، وكان متعدِّد الاختصاصات، كالرسم والخزف والنسيج الفني والنحت، إضافة إلى التدريس بكلية الفنون الجميلة بتونس، وكان يشرف على ورشة الخزف بالكلية. وقد نعته وزارة الثقافة بأنه «أبرز رواد الحركة التشكيلية في تونس، وأحد مؤسِّسي مدرسة تونس للفن التشكيلي، وأكثرهم سعيًا إلى الابتكار والتجديد». أقام عدة معارض في الداخل، وله أعمال في المتاحف العالمية المتخصصة. مات في ٢ في المتاحف العالمية المتخصصة. مات في ٢ في المتاحف العالمية المتخصصة. مات في ٢



طابع من تصميم عبدالعزيز القرجي

هناك كتاب ألَّفه، أو أُلِّف عنه، عنوانه: عبدالعزيز قرجي/ نص [أو ترجمة] الطاهر قيقة (٢).

(٢) الموسوعة التونسية ٤٣٩/٢، موقع محيط (شوال

عبدالعزيز القوصي = عبدالعزيز حامد القوصي

**عبدالعزيز كامل** (۱۳۳۸ – ۱۶۱۱هـ = ۱۹۱۹ – ۱۹۹۱م) كاتب ومفكر وزير.



ولد في مدينة الإسكندرية، حصل على الدكتوراه في الآداب من جامعة القاهرة، ثم درَّس فيها. وفي عام ١٣٨٧هـ تولى وزارة الأوقاف، وشارك في وزارة محمود فوزي، وعزيز صدقى، والسادات. وعُيِّن نائبًا لرئيس الوزراء عام ١٣٩٤ه. ثم سافر إلى الكويت، وبقى فيها ستة عشر عامًا مدرسًا ومديرًا لجامعتها ومستشارًا لأميرها، وشارك في التخطيط والمتابعة لإصدار (قاموس القرآن الكريم) لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وكان مشاركًا في حمل المسؤولية الرسمية عن الدعوة الإسلامية في مصر سنين غير قليلة. وكان يرى «ضرورة فض الاشتباك بين حركات الشباب المسلم الغاضب وبين الحكومات.. مؤمنًا بأن التزام الدعاة منهجًا علميًا صادقًا ومتكاملًا في تعليم الشباب من شأنه أن يضعهم على طريق خدمة الإسلام دون أن يعرضهم للاصطدام بسلطان الحكم والقانون» (من مقال له). وكان مشاركًا نشطًا في الحوار الإسلامي المسيحي، إيمانًا بإمكان إيجاد قاعدة مشتركة من التعاون يجري من خلالها إسهام المسلمين في بناء ثقافة عالمية

١٤٢٩هـ)، الموسوعة الحرة ١١/١١/١١م.

عبدالعزيز بن محسن الحكيم

(. 171 - . 731 = . 0 1 - 1 . 79)

رئيس المحلس الأعلى الإسلامي (الشيعي)

ولد في النجف ودرس في حوزتما (مدرسة

العلوم الإسلامية)، وعلى يد مجموعة من

كبار علماء الشيعة. وكان من المؤسّسين لحركة جماعة العلماء المجاهدين في العراق،

وعضوًا في الهيئة الرئاسية «للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي» الشيعي، في أول دورة

له، ثم كان مسؤولًا عن المكتب التنفيذي للمجلس في دورته الثالثة، ثم أصبح عضوًا في الشورى المركزية للمجلس. وناضل ضد نظام الرئيس صدام حسين، غادر إلى إيران

عام ١٤٠٠ه خلال الحرب العراقية الإيرانية

(۱٤٠٠ - ۲۰۸ هـ) برفقة شقيقه محمد

باقر الحكيم. وعاد في آذار إثر الاحتلال

الأمريكي للعراق، وتولى رئاسة المحلس بعد

مقتل شقيقه المذكور. وكان يرأس القائمة

الحاكمة في البرلمان العراقي التي تشكل

الائتلاف الشيعى الموحد. وقد أصيب

بالسرطان، وعولج في إيران، ومات بأحد

مستشفيات طهران يوم الأربعاء ٥ رمضان،

٢٦ آب (أغسطس). وكانت قبلته

السياسية والدينية إيران وآياتها.

العراقي.

مؤمنة. وقرأت في مصدر أنه كان يقول بوحدة الأديان! كما تعاون مع اليونسكو وشارك في أنشطتها، وأسهم في الرد على ما اشتملت عليه الطبعة الإنجليزية من المجلد الثالث من كتاب «تاريخ البشرية» من أخطاء ومغالطات وتحق على الإسلام وتاريخ أهله، وعلى القرآن الكريم. توفي يوم الا من شهر رمضان الأول من شهر أبريل (نيسان).

عبدالعزيز كامل (خطه)



عبدالعزيز كامل عمل مديرًا لجامعة الكويت

ومن عناوين كتبه العديدة: دروس في سورة يوسف، الإسلام والعروبة في عالم متغير، الإسلام والعصر، الإسلام والعصر، خطوات نحو القدس، نحو تخطيط علمي لدراساتنا الإفريقية، أحاديث رمضان، دراسات في الجغرافيا البشرية للسودان، قضية كينيا، وجه العالم الإسلامي. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

(۱) كلمة في رثاء الدكتور عبدالعزيز كامل/ أحمد كمال أبو المجد، (ضمن: الإنسان ومستقبل الحضارة: وجهة نظر إسلامية: كتاب المؤتمر العام التاسع، عمان، ٢٣ - ٢٥ عرم ١٤١٤ه. هن ص٠٠٥ - ٥٠٦). مع زيادات ببليوجرافية، أعلام وأقزام ٢/ ١٥٦، أعلام مصر في القرن العشرين ص٣٠٧ (ووفاته في هذا المصدر ١٩٨٨م)!

# عبدالعزيز كرم زايد (١٣٥٩ - ١٤١٩هـ = ١٩٤٠ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز كيسي (٠٠٠ - نحو ١٤٢٨ه = ١٩٤٠ - نحو ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز بن مالك بن عثمان (١٣٢٢ - ١٤١٨ = ١٩٠٤ - ١٩٩٧م) عالم وشيخ صوفي كبير. عُرف ب«عبدالعزيز سي».



ولد في مدينة تواون بالسنغال، حفظ القرآن الكريم، وتلقى مبادئ العلوم اللغوية والشرعية على محمد الهادي التوري، وأتقن بعض الفنون على أخيه أبي بكر، وصار الخليفة العام للطريقة التيجانية في السنغال منذ عام ١٣٧٧ه حتى وفاته، وعرف بتأثيره القوي اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا. وله تآليف مطبوعة، منها: إنقاذ الإخوان من نزغات الشيطان، تنبيه المغترين وتبصرة المخطئين، الحرز الواقي من جميع المخاوف بقدرة العزيز الباقي، زاد المشمِّر، أوضح المسالك في تعريف حياة الشيخ الحاج مبدالعزيز ملى. وله: ديوان العلامة الحاج عبدالعزيز سي (٢جر) فيه آثاره الشعرية والنثرية، منها كتاباه الأخيران (٢).



عبدالعزيز بن محسن الحكيم رأس المجلس الأعلى الشعي

 (٢) معجم البابطين لشعراء العربية. وأشير إلى أن (عبدالعزيز سي الدباغ) الخليفة العام للطربقة التجانية توفي بموربتانيا عام
 ٢٠١٢م، ٢٠١٢م.

له معجم اصطلاحات الفقه (لم يكمل)(١).

# عبدالعزيز بن محمد الأحيدب (١٣٣٣ - ١٤٢٥ه = ١٩١٤ - ٢٠٠٤م) ضابط أديب.

ولادته في مدينة جلاجل بالسعودية، درس في الكتاتيب، وحفظ القرآن الكريم، وتلقًى دروسًا في الدين واللغة على جملة من العلماء، منهم الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز النصيبي. وكان محبًا للكتب، وجمع منها كمية، وقد حصل على شهادة دبلوم الصحافة العربية بالمراسلة عام ١٣٧٤هـ، والتحق بشرطة الرياض، وترقًى في وظائفها، وكان مديرًا لشرطة سكة الحديد بالدمام، ومديرًا لشرطة حائل، ومفتشًا في إدارة التفتيش، ورئيسًا للمجلس التأديبي، وأحيل التقتيش، ورئيسًا للمجلس التأديبي، وأحيل إلى التقاعد برتبة زعيم (عميد). وقد اهتمًا بالأدب وطالع في الكتب والدوريات، وكتب في موضوعات أدبية واجتماعية وتاريخية ومُلح ونوادر.

ومما طبع له منها: آلام وآمال (عن الملك فيصل)، الألغاز المعنوية من الأشعار الشعبية، النكت والطرائف (٥-٩)، تحفة العقلاء في القهوة والثقلاء، جمع الجواهر في الحكم والنوادر، حدائق الأذهان ونزهة الولهان، حكم قيمة في مآثر العرب (اختلفت ألفاظ في العنوان في طبعات)، ديوان من الشعر الشعبي لشاعر سدير إبراهيم بن جعيثن (تحرير)، روضة العقلاء وتحفة الفضلاء، ظاهرة الأمن في عهد الملك عبدالعزيز، الفواكه الشهية في المناظرات الأدبية. وكتب أحرى له في (تكملة معجم المؤلفين) (٢).

(١) العربية نت ١٤٣٠/٩/٦هـ، موقع «كل الأسامي» إثر وفاته.

### **عبدالعزیز محمد جمعة** (۱۳۲۷ - ۱۳۲۷ه = ۱۹٤۷ - ۲۰۱۱م) شاعر أدیب.



من مواليد حي التعامرة بضواحي القدس. دخل الكويت منذ عام ١٣٨٢هـ، ومات والده بعد وصوله لها ب٧٧ يومًا. عمل في نقل البضائع، ثم في مكتبة كاظمة، ودرس بنظام المنازل، حتى أحرز إجازة في اللغة العربية وآدابها من بيروت، ودبلومًا عاليًا من معهد الدراسات الإسلامية العليا في القاهرة، والماجستير من جامعة الجزائر. عمل باحثًا أدبيًا في المحلس الوطني للثقافة والفنون، وعيِّن رئيسًا للجان الفحص والإجازة لمهرجان كتب ولعب الأطفال في الكويت، واستقرَّ في مؤسَّسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري معاونًا فنيًا لمديرها وأمين سرِّ لمجلس الأمناء بها. توفي بالنجف عند حضوره ملتقى شعريًا في يوم الجمعة ٢٩ أو ٣٠ ذي الحجة، ٢٥ تشرين الثاني. وكان قد دعا الله ألَّا يموت إلا وهو شاعر! له العديد من القصائد والمقالات والأبحاث المنشورة في الصحف الكويتية. وأنجز مراجعة علمية ولغوية لأكثر من ٢٠٠ كتاب في الشعر والأدب والتاريخ والحضارة.

ومن أعماله في ذلك: الأخطل الصغير في صور (جمع وترتيب مع عبدالعزيز محمد السريع)، أبو فراس الحمداني وشعره في المصادر والمراجع العربية والأجنبية (مع عبدالرحمن بنصر العلوي ومحمد الدناي)،

توارت في الحجاب (ديوان شعره)، عبدالعزيز السريع: تكريم وتحية (إعداد)، المشهد المائي في الشعر الجاهلي (رسالة ماجستير)، الأديب الكبير أبو القاسم محمد كرو: تكريم وتحية (إعداد)، علي بن المقرب العيوني: حياته وشعره في المصادر العربية والأجنبية (مشاركة في الإعداد)، المعلقات السبع برواية أبي بكر الأنباري (إعداد وتقديم ومراجعة)".

# عبدالعزيز محمد حطب (۱۳۷۲ – ۱٤۱۸ه = ۱۹۵۲ – ۱۹۹۸م)

من قرى المنصورة بمصر. خطرت له فكرة أكبر مصحف في العالم وهو في الحرم المكي الشريف، ورحل إلى الإمارات ليعمل على إنجاز هذا المشروع الفريد، حيث تكفل بتمويله أمير الإمارات زايد بن سلطان. وقد غطِّي بالذهب، وزيِّن بالأحجار الكريمة، وبلغت كلفته نحو (٤) ملايين دولار، وكان يعمل فيه (٥) ساعة يوميًا مع فريقه لحفر يعمل فيه (١٥) ساعة عامين، لكنه مات قبل إنهائه بأيام قليلة، في ٢٤ رمضان، ٢٢ كانون الثاني يناير.

ورد في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، وكان مقاس (٤٠٠ × ١٠٠ سم) ووزن (١٠) أطنان (٤٠).

# عبدالعزيز محمد زين الدين (١٣٣٥ - ١٤٢٠ه = ١٩١٦ - ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

<sup>(</sup>٢) معجم المطبوعات العربية (السعودية) ٢٠١١، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٩، ومما كتبه عبدالعزيز الدخيل الفريح في صفحة للمترجم له على الشبكة العالمية للمعلومات (١٤٣٤هـ).

 <sup>(</sup>۲) القبس ع ۱۳۸۳۲ (۲۰۱۱/۱۲/۳م)، الدستور
 (الأردن) ۲۰۱۱/۱۱/۲۸ (وفیها اسمه: عبدالعزیز جمعة البحالي).

<sup>(</sup>٤) السفير ع٢ ٧٩ (١٩٩٨/١/٢٤) مع إضافات من مواقع، وفيها اختلاف معلومات، فليلاحظ، ولم أتمكن من تحرير مادة علمية في العمل المنجز.

# عبدالعزيز محمد سرحان (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م)

حقوقي.

أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق في جال جامعة عين شمس بمصر. وألف في مجال تخصصه عدة كتب. مات في ١٩ شوال، الأول من نوفمبر.

من عناوين كتبه: الأصول العامة للمنظمات الدولية، الغزو العراقي للكويت: دراسة قانونية على ضوء نظرية الدولة في القانون الدولي، القانون الدولي العام: دراسة في الفقه والتشريع والقضاء وقرارات المنظمات الدولية، الأمم المتحدة: دراسة نظرية وعلمية بمناسبة مرور أربعين عامًا على إنشائها، المنظمات الإقليمية والمتخصصة، مبادئ القانون الدولي العام طبقًا لأحدث التطورات التشريعية والفقهية، المنظمات الدولية، مقدمة لدراسة ضمانات حقوق الإنسان.

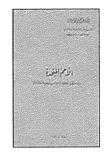

# عبدالعزيز محمد السعدني (١٣٢٥ - ١٤٠٩هـ = ١٩٠٧ - ١٩٨٩م)

ولد في قرية ملامس التابعة لمنيا القمح بدلتا مصر، واصل تعليمه في مدينة الزقازيق وثقف نفسه، ثم عمل موثقًا في مكتب للمحاماة، وعاد ليعمل في التجارة والزراعة، ثم في الثقافة والشعر.

وقدَّم لديوانه «الفجر» صديقه طاهر أبو فاشا، وقد أثار في قصائده الكثير من أسئلة الوجود والعدم، فأثار الكثيرين

ضده، وحكم عليه علماء معهد الزقازيق الديني هو وكاتب مقدمة ديوانه بالردة، وكان من بين أساتذة المعهد الشيخ محمد متولي الشعراوي، ثم أعلن توبته وسلم نسخ الديوان فأحرقت.

قدمت في أدبه رسالة ماجستير تضمنت جميع شعره، مع دراسة له ولحياته، بعنوان: عبدالعزيز السعدي: حياته وشعره/حسن عبدالرحيم سليم (جامعة الزقازيق)، وقد ضمَّن الملحق الشعري (٣٢٢٨) بيتًا له. وطبع له ديوانان: الفجر، لزوميات جديدة. وترك خمسة دواوين مخطوطة، هي: أباظيات، أزهار من نار، على تلك الربوع، على شط الغرام، نبضات قلب(١).

# عبدالعزیز بن محمد السلمان (۱۳۳۷ - ۱۹۲۲ه = ۱۹۱۸ - ۲۰۰۱م)

عالم حنبلي، صاحب زهديات ورقائق. ولد في عنيزة بالسعودية. تعلم في مدارس، ولازم شيخه عبدالرحمن بن ناصر السعدي ملازمه تامة، وانكبًّ على مؤلفات ابن تيمية وابن القيم واستفاد منها في دروسه ومؤلفاته. قدم إلى الرياض وعيِّن إمامًا في مسجد سمحة، ومدرسًا في المعهد العلمي، ثم في معهد إمام الدعوة حتى تقاعده. تخرج عليه طلبة كثيرون، وقد عرض عليه منصب في العقيدة والفقه والزهديات، وكان منها ما يُقرأ في المساجد بعد صلاة العصر وفي مهر رمضان، وطبعت طبعات كثيرة جدًا شهر رمضان، وطبعت طبعات كثيرة جدًا ووزعت مجانًا، توفي يوم ٢٢ صفر. عليه ورحمة الله.

ومماكتب فيه:

فتح المنان بترجمة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان/ عبدالحميد بن عبدالعزيز السلمان.

العربية السعودية: خطيب الخطباء وأفصح البلغاء (من سلسلة فرسان الكتاب والسنة مصر).

وذكر ابنه (عبدالحميد) أن له كتابين آخرين فيه، هما: أعذب الموارد في سيرة الشيخ الوالد، والجواهر الحسان في مآثر الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان.

وقد بلغت تصانيفه عشرين كتابًا، منها: الأنوار الساطعات لآيات جامعات أو البرهان الحكم في أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية (٧مج)، إتحاف المسلمين بما تيسّر من أحكام الدين، التلخيصات لجل أحكام الزكاة، أوضح المسالك إلى أحكام المناسك، المناهل الحسان في دروس رمضان، الكنوز الملية في الفرائض الجلية، من محاسن الدين الإسلامي، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة القصائد الزهديات، موارد الظمآن لدروس الزمان، إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد، إيقاظ أولي الهمم العالية إلى اغتنام الأيام الخالية، سلاح اليقظان لطرد الشيطان، اغتنام الأوقات في الباقيات الصالحات. وله كتب أحرى أوردتها له في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).



(٢) موسوعة أسبار ٢٠٠/٢، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٢٦، معجم المطبوعات العربية السعودية ٢٠٢/٢، معجم الشعراء السعوديين ص١١٢، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ٢٢٨/٢ (ط٢)، فتح المنان بترجمة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان.

### عبدالعزیز محمد سمك (۱۳۲۳ - ۱۶۲۸ه = ۱۹۰۰ - ۲۰۰۷م) عالم أزهري.

من مواليد قرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة. حصل على الشهادة العالمية من جامعة الأزهر، حضر الثورة العرابية وأصيب في المظاهرات. عمل شيخًا للمعهد الأحمدي بطنطا، ومعهد دمياط الأزهري، ومعهد دمنهور الأزهري، ثم كان رئيسًا ومشرفًا على قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة. وكان صاحب أعمال خيرية. توفي في شهر ديسمبر.

ذكر أنه له (العديد من المؤلفات) ولم يذكر عناوينها، ولم أقف على شيء منها(١١).

### عبدالعزيز بن محمد الشامي (١٣٧٧ – ١٤٢٨ه = ١٩٥٧ – ٢٠٠٧م) برلماني.



من مواليد حلب، تخرج في كلية الشريعة والقانون بالأزهر، حصل على الدكتوراه من جامعة لاهور، درَّس، وكان عضوًا في مجلس الشعب، وخطيبًا في جامع السلطانية حتى وفاته، ورئيسًا لجمعية الصداقة الباكستانية السورية، ومعية الصدقة الإندونيسية السورية، ورئيسًا لجمعية الشهباء الخيرية، مات يوم الأحد ٢٥ جمادى الأولى(٢).

(۲) موقع صوت رابطة علماء سورية (بحث بتاريخ ۱۲۸/٥/۲۸ هـ).



عبدالعزيز محمد الشامي خطيب جامع السلطانية حتى وفاته

# عبدالعزيز محمد شرف (۱۳۰۹ - ۱۹۲۰ه = ۱۹۶۰ - ۲۰۰۶م) إعلامي لغوي شاعر، كاتب إسلاميات، مكثر من التصنيف.



#### عبدالعزيز محمد شرف (صورته وخطه)

ولد في شنفاس بمحافظة الدقهلية في مصر، تخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة، والتحق بصحيفة الأهرام مندوبًا فمحررًا أدبيًا، التحق بكلية الإعلام ليكون أول الحاصلين على درجة الدكتوراه فيها، وعين في هيئة التدريس بها، ثم استقال ليواصل عمله الصحفى بالأهرام إلى جانب عمله أستاذًا زائرًا للإعلام بجامعتي الأزهر والقاهرة وغيرهما، وانتهى إلى أن يكون مساعد رئيس تحرير الأهرام ورئيس القسم الأدبي فيها، كما عمل رئيسًا لتحرير محلة الحضارة. وكان عضو مجلس إدارة اتحاد كُتَّاب مصر، ولجنة الدراسات الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة، ولجنة الصحافة بالجالس القومية المتخصصة، ونادى القصة، أمين عام رابطة الأدب الحديث، ونادي القصيد للشعراء المصريين، رئيس جماعة أبوللو الجديدة. استفاد من مصادر ثقافته الأدبية واللغوية وطبيعة تخصصه في الإعلام فعني بدراسة الصلة بين الأدب والإعلام، وبين اللغة ووسائل الاتصال.

وقد طبع جزءًا من رسالته الدكتوراه بعنوان: «طه حسين وزوال المجتمع التقليدي» أصدرته له الهيئة المصرية للكتاب، وفيه ما لا يسر الخاطر ولا يفرح المؤمن، من ثناء عاطر على طه حسين الذي حاول دك الثوابت الإسلامية، وقد مُنع كتابه هذا في السعودية ولم يسمح بتوزيعه، لكثرة الملاحظات «الإسلامية» عليه، وهو وإن كان ينقل من آخرين، فإنه لا يرد عليهم ولا يقوم كلامهم، ويعني هذا الموافقة أو ما جرى مجراها...حضر العديد من المؤتمرات المحلية والدولية وحصًل جوائز. مات يوم الاثنين ١٢ ربيع الآخر، ٣١ أيار (مايو).

الدكتور عبدالعزيز شرف ناقدًا/ عبدالوهاب عبدالمقصود برانية (رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر في إيتاي البارود، ٤٢٤ ١ه). عبدالعزيز شرف: المقالة الأدبية عنده/ وجيهة محمد المكاوي (رسالة ماجستير من جامعة الأزهر في الإسكندرية).

الرؤية الإبداعية في شعر عبدالعزيز شرف/ محمد عزازي (ماجستير من جامعة الأزهر). ومن مؤلفاته الكثيرة: أباطيل البهائية وبروتوكولات صهيون، الأدب الإسلامي ومواكب النور، أدب السيرة الذاتية، التنوير فريضة وطنية، الإعلام الإسلامي وتكنولوجيا الاتصال، الرؤيا الإبداعية في شعر عبدالوهاب البياتي، الأدب الفكاهي، النحو العربي لرجال الإعلام (مع محمد عبدالمنعم خفاجي)، طه حسين وزوال الجحتمع التقليدي، فن المقال الصحفى، المدخل إلى وسائل الإعلام، عصر العقاد، نهر الدموع (شعر)، الوحدة والتنوع في الأدب الغربي المعاصر، الجغرافيا الصحفية وتاريخ الصحافة العربية. وله كتب أحرى كثيرة أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).

 (٣) الوطن (السعودية) ١٤/١٤/١٤هـ، الأهرام ع١٤٢٥/٤/١٥) ١٤٢٩١هـ) ملف عنه ، وع ٢٩١٦٤

<sup>(</sup>۱) ينظر: الموسوعة الحرة ۲۰۱۰/٥/۱۳م. (۲) موقع صوت رابطة علماء سورية (بح

# عبدالعزيز محمد الشناوي (۱۳۲۹ - ۱۹۱۱ = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۹م) مؤرِّخ للتاريخ الحديث.



حصل على دبلوم معهد التربية العالى بالقاهرة، عمل معيدًا في معهد المعلمين الخاص بالإسكندرية، وأستاذ التاريخ في كلية اللغة العربية بالأزهر، بعد حصوله على الدكتوراه من جامعة الإسكندرية. وكانت تلمذته على المؤرخ شفيق غربال. وكان الوحيد بين أساتذة التاريخ في جامعة الأزهر الذي حظى بتكريم الدولة. شغل العديد من المراكز العلمية، فكان عضوًا بلجنة التاريخ والآثار بالمحلس الأعلى للثقافة، وعضوًا باللجنة العلمية الدائمة لترقيات أساتذة التاريخ في جامعة الأزهر وفروعها، وعضوًا بلجنة فحص ترشيحات جوائز الدولة التقديرية منذ عام ١٣٩٢هـ، ولجنة الأبحاث التاريخية بالمحالس القومية المتخصصة.. وغيرها. توفي في الأسبوع الأول من شهر تموز (يوليو).

من عناوين كتبه: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، ٤ مج (٢٣٥٥ص)، السخرة في حفر قناة السويس، قناة

(۱۲۵/۵/۱۸هـ)، وع ۲۹۹۲ (۱۲۵/۵/۱۹هـ)، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص۲۰۷، معجم الباطين ۲۱۸۳، مصور أعلام الفكر العربي ۲۸/۳، أدباء من مصر ص۸۳.

وهو غير سميه أستاذ الأدوية بكلية الطب البيطري في جامعة القاهرة.

السويس والتيارات السياسية التي أحاطت بإنشائها، عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية، الأزهر في مقاومة الاحتلال الفرنسي لمصر، الأزهر جامعًا وجامعة (٢مج، ٨٨٠ص)، وثائق ونصوص تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر (بالاشتراك مع جلال يحيى،

### عبدالعزيز محمد الشوربجي (١٣٢٩ - ١٤١٢هـ = ١٩١١ - ١٩٨٢م)

من أبرز محاميي الحريات في مصر. ولد في محلة مرحوم بمركز طنطا، تخرَّج في كلية الحقوق، وبدأ حياته العملية في النيابة العامة، ثم اشتغل بالمحاماة، وانتخب نقيبًا للمحامين عام ١٣٨٢هـ (١٩٦٢م) مدة سنتين. ودافع عن تعدد الأحزاب وعن الديمقراطية إلى حدِّ الصدام المباشر مع الرئيس أنور السادات، الأمر الذي ترتب عليه تقديمه للمدعي العام الاشتراكي، وأفرج عنه.. وكان ذا شهرة واسعة، ويسمى وشيخ الحامين)(٢).

# عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ (١٣٣٧ - ١٤٢٦ه = ١٩١٩ - ٢٠٠٥م) عالم ورجل دولة.

ولد في الرياض، درس على والده المفتي محمد بن إبراهيم، وفي حلقات العلم بالرياض، مدير المكتبة السعودية، مدير معهد الرياض العلمي، نائب رئيس الكليات والمعاهد العلمية، أول مدير لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس عام لهيئات الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر، مستشار بالديوان الملكي وعضو بمجلس الشورى. مات يوم الجمعة ١ صفر، ١٥ آذار مارس.



عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ أول مدير لجامعة الإمام

له مصنفات، منها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الماضي والحاضر، أوضح المسالك لمعرفة أحكام المناسك، الآداب الملوكية في صلاح الرعاة والرعية، من رشحة النصيح على الحديث الصحيح (تحقيق)، الفتح الرباني: مختصر تفسير الإمام العلامة على الشوكاني (اختصار وتعليق)، قطوف الثمر وعقود الدرر من كلام سيد قطوف الثمر وعقود الدرر من كلام سيد البشر: مختصر كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، المختار من المنار (أي مجلة المنذري، المختار من المنار (أي مجلة الكتب الكثيرة في الأحكام لابن عبدالهادي المقدسي (تحقيق)، وله كتب أخرى أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين) (ث).

# عبدالعزیز محمد صادق (۲۰۰۰ - ۱٤۲۰هـ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰م)

صحفي.

من مصر. مدير تحرير مجلة أكتوبر، رئيس تحرير مجلة التحرير، من أعمدة مجلة لوتس. أشرف على مجلة الكاتب بعد توقف، عضو مجلس الأمة.

 (٣) موسوعة أسبار للعلماء ٢٠٩٦/٢، معجم المطبوعات العربية: السعودية ٢٠١/١، معجم المؤلفين والكتاب في السعودية ص٨٧٠.

 <sup>(</sup>١) الجمهورية ع٥ ١٢٦١ (١٩٨٨/٧/١٣)، أعلام مصر في القرن العشرين ص٢٠٨ (ووردت نسبته هنا المنشاوي!)، وهو غير «عبدالعزيز الشناوي» من مصر أيضًا، له مجموعات قصصية.

<sup>(</sup>٢) مائة شخصية مصرية ص١٦٠٠



عبدالعزيز محمد صادق رئيس تحرير مجلة (التحرير)

من كتبه: نافذة على إفريقيا(١).

عبدالعزيز بن محمد بن الصدِّيق الغُماري (١٣٣٨ – ١٤١٨هـ = ١٩١٩ – ١٩٩٧م) عالم محدِّث.



ولد في طنجة. تعاهده والده منذ صغره، فكان شيخه الأول في العلم، ومنه أخذ الطريقة الشاذلية. بعد وفاته مضى إلى القاهرة وأخذ عن شيوخها الكبار، مثل عبدالسلام الدمياطي، ومحمد عزت، واستفاد من شقيقه أحمد، وخاصة في الحديث. تيسًر له قراءة الكثير من الكتب المسندة والأجزاء الحديثية وسماع بعضها، ونسخ العشرات منها. نشر أبحاثًا علمية وتسخ العشرات منها. نشر أبحاثًا علمية الاطلاع، حيد الاستحضار، تذكرة لأهل الحديث في حفظه وتفننه. وقد عاد إلى طنجة منذ عام ١٣٦٦ه، واعتكف على

(١) الأهرام ٢٧/١٠/١٤١ه.

التأليف، ودرَّس في الزاوية الصديقية وغيرها، وخطب فيها وفي مسجد بني مكادة. ثم أُوقف عن الخطابة. عمل ضمن حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وانتخب نائبًا لرئيس مجلس بلدية طنجة. ومات في آ رجب، ٧ نوفمبر، ودُفن بجوار والديه في الزاوية الصديقية.

رسی به ما انه ترس علیم استه و هزا الرث
ایدی همیت فیدالسته فرینه و اعلا فرایس ا
میتال ند ما احرط شد منهم کامر د،
انه سع محید ما این منهم کامر د،
انه سع محید و ما این ما وقد حدیر
میم و این الم ما وقد مدیر
د محمد
میر المعارد محمد
میر المعارد محمد

عبدالعزيز بن محمد الغماري (خطه في إجازة)

ترجم لنفسه في جزء خاص سماه «تعريف المؤتسي بأحوال نفسي».

وصدر ثبته كما في هامش ترجمته. وله مؤلفات عديدة بين مخطوط ومطبوع، بلغت (١٤٠)، وفي مصدر (٦٣) كتابًا ورسالة، منها: تسهيل المدرج إلى المدرج، التأنيس بشرح منظومة الذهبي في أهل التدليس، بلوغ الأماني من موضوعات الصاغاني، البغية في ترتيب أحاديث الحلية، إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادات من نظم المتناثر على الأزهار المتناثرة، التعريف بجهل من أنكر العمل بالحديث الضعيف (خ)، القول المأثور بجواز إمامة المرأة بربات الخدور، الباحث عن علل الطعن في الحارث، إثبات المزية بإبطال كلام الذهبي في حديث: من عادي لى وليًا، الإنارة بما ورد في تحريك المصلى إصبعه عند الإشارة، التحفة العزيزية في الحديث المسلسل بالأولية، الإفادة بطرق حديث: النظر إلى على عبادة، القول الأسد في إبطال حديث: رأيت ربي في صورة شاب أمرد، جزء في بيان حال

حديث: أحبب حبيبك هونًا ما (خ)، رفع العلم بتخريج أحاديث: إيقاظ الهمم في شرح الحكم (خ). وسائرها في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

# عبدالعزيز بن محمد العبداللطيف (١٣٧٤ - ١٤٢١ه = ١٩٥٤ - ٢٠٠١م) عالم بالحديث.

ولد في الشعراء بمنطقة الرياض في أسرة علم، حصل على الدكتوراه في الحديث من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تتلمذ على نخبة من العلماء والأساتذة، كالشيخ صالح الفوزان، والوافدين كالشيخ على شبّار المصري ومحمد أبو الفتح البيانوني. عُيِّن معيدًا في جامعة الإمام بالرياض، ثم كان أستاذًا بالجامعة الإسلامية. مات يوم الجمعة ١٤ ذي الحجة بعد مرض عضال. تآليفه: الأحاديث المخصصة للعموم في السور الأربع الطوال (رسالة ماجستير)، بغية الراغب المتمنى في ختم النسائي للسخاوي (تحقيق)، ضوابط الحرح والتعديل، أمهات المؤمنين رضى الله عنهن: دراسة حديثية (رسالة دكتوراه)، ما يجوز وما لا يجوز في الحياة الزوجية. وله مذكرات في الحديث مخطوطة، وبحوث لم تكتمل، وكتاب: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني: ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه: دراسة تحليلية، وأيضًا: عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: دراسة تحليلية<sup>(٣)</sup>.

(٢) فتح العزيز في أسانيد السيد عبدالعزيز/ تخريج محمود سعيد ممدوح، صديقون/ المختار التمسماني ص ١٥٤، هدي الساري ص١٨٥، معجم المعاجم ١١٥/٣، معلمة المغرب ٢١١٥/٦، معلمة يحبوز في الحياة الزوجية، وفيه وفاته ٦ رجب ١٤١٧ه). (٢) ترجمته من مقدمة الطبعة الثانية لكتابه «ضوابط الجرح والتعديل» وفيه أنه نقله من ترجمة مطولة كتبها له تلميذه، عبداللطيف بن محمد الجيلاني.

وهذا حده إبراهيم، وهو غير سميّه الذي حده علي، له مؤلفات في العقيدة والحديث.



عبدالعزيز بن محمد العبيدالله (١٣١٨ - ١٤٠٨ه = ١٩٠٠ - ١٩٨٧م) فقيه شافعي.

من الأحساء بالسعودية، درس العلوم الشرعية وعلم الفرائض والنحو والصرف على علماء، تخرَّج في المعهد العلمي، ثم كانت له دروس خاصة في الفقه الشافعي، كما درَّس التفسير والتجويد، وتخرَّج على يديه جمع صاروا أصحاب مراكز علمية رفيعة، وكان كفيفًا. مات في شهر محرم(١).

عبدالعزيز بن محمد بن عثمان (١٣٥٦ - ١٤٣٠ه = ١٩٣٨ - ٢٠٠٩م) باحث مفسّر. وتأتي شهرته «كتان».



من مواليد قرية ود النعيم بولاية الجزيرة في السودان، حصل على الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام ١٣٩٦هـ. عضو هيئة التدريس بجامعة أم درمان

(١) شخصيات رائدة من الأحساء ص١١٤.

الإسلامية، عميد كلية أصول الدين بها، أستاذ التفسير بكلية المعلمين والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأشرف فيها على رسائل علمية عديدة، وبقي هناك أكثر من عشرين عامًا، وكان من أعضاء لجنة المصحف بمجمع الملك فهد، عالمًا بالتفسير والفقه المالكي واللغة والأدب، وقد عاد إلى السودان ومات هناك.

عنوان رسالته في الماجستير: المحتمع العربي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يصوره القرآن الكريم.

وفي الدكتوراه: سورة القتال: تفسيرها وأهدافها وواقع المسلمين على ضوئها(٢).

عبدالعزيز بن محمد علي عيون السود (١٣٣٥ - ١٩٧٩ه = ١٩١٦ - ١٩٧٩م) عالم جليل مقرئ.



من حمص. ولد في أسرة عريقة في العلم والفضل. تلقَّى العلم عن علماء أفاضل في بلده وفي دمشق، وأجيز من هناك ومن الحجاز ومصر بالقراءات، منهم عبدالقادر العربيني، وأحمد التيجي، ومحمد علي الضباع. حفظ الكتب الستة، وكان واسع الاطلاع على التفسير والفقه الحنفي وأصوله وعلوم العربية، وحفظ نحو (١٣٠٠) بيت من الشعر في العلوم المختلفة. افتتح دار الإقراء بحمص، وأخذ عنه الكثيرون علم

 (۲) بعض معلومات متفرقة من طلابه في ملتقى أهل الحديث إثر وفاته، والمنتدى العام لسودانيزا.

التجويد والقراءات. وكان متحفظًا في الفتوى، وكثيرًا ما كان يرشد طالب العلم الذي يسأله إلى مطالعة المسألة في كتاب كذا. وكان متواضعًا، مهيبًا، محبوبًا بين الناس، حسن العشرة، واصلًا للرحم، قليل المزاح، كثير الذكر والتلاوة والصلاة، لم يصلً منفردًا أبدًا في سفر وحضر، دائم التهجد، حلو الحديث، محبًا للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، مضيافًا كريمًا. توفي وهو ساجد قبل فجر ١٣ صفر، الموافق وهو ساجد قبل فجر ١٣ صفر، الموافق

وله تآليف، منها: النفس المطمئنة في كيفية إخفاء الميم الساكنة، رسالة في أحكام بعض البيوع والمكاييل والأوزان الشرعية، منظومة تلخيص صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص، منظومة اختصار القول الأصدق فيما خالف فيه الأصبهاني الأزرق(٣).

عبدالعزيز بن محمد العليمي (١٣٥٥- ١٤١٨ ه = ١٩٣٦- ١٩٩٨م) عالم داعية صابر.



ولد ونشأ في بلدة بيحان باليمن. طلب العلم في مكة المكرمة، ومن مشايخه فيها عبدالمهيمن أبو السمح، ومحمد عبدالله الصومالي، ثم درَّس، وعاد ليلتحق بسلك التعليم في بيحان، وشارك في مسيرات (٢) تشنيف الأسماع ص ٢٠١، منة الرحمن ص ١٢٧، إمتاع الفضلاء ٢٠١٣، تاريخ علماء دمشق ١٩٤٢/٢،

احتجاجية ضد العدو البريطاني المحتل، واختلف مع القيادة الجديدة للجبهة القومية في شبوة، بعد أن ظهر أن غالبيتهم اعتنقوا المذهب الاشتراكي الماركسي، ودعا إلى مسيرة منددة بمذا النهج، فاحتجز ونفى إلى عدن، حتى سنة ١٣٩٠هـ. وأعيد إلى بلده مدرسًا وموجهًا للغة العربية، لكنه سُجن كغيره من العلماء والرافضين للفكر الماركسي في الدولة، ثم صُرف النظر عنه، وظل عُرضة للتهديدات المستمرة. وتفرَّغ للعمل الدعوي في مسجد السوق، والتزم بيته خوفًا من بطشهم. وبعد قيام الوحدة دعا العلماء إلى زيارة بيحان وإلقاء المحاضرات والدروس بها، فسُجن بسبب ذلك مع عدد من زملائه! وأفرج عنه ليواصل سيره الدؤوب في الدعوة والإرشاد، حتى توفاه الله في ٢٠ شوال، ١٧ شباط(١).

يقاربونه في السن أو يصغرونه بقليل، مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وغيرهما. وكان عضوًا في لجنة التقريب بين المذاهب الإسلامية، وتميز بعلمه الغزير، إلا أنه لم يترك مؤلفات تذكر، سوى ما يأتي ذكره. وكان حين يسأل عن سر عزوفه عن التأليف يشير إلى مؤلفات العلماء الكبار في مكتبته ويقول: إنني أستحي أن أضع نفسي إلى جوار هؤلاء، ويا ليتنا نستوعب ما خلفوه لنا، وهو كثير كثير. وافته المنية في نحاية شهر همادى الأولى، أو غرة الآخرة.



عبدالعزيز محمد عيسى كان وزير شؤون الأزهر

عبدالعزيز محمد عيسى (١٣٢٧ - ١٤١٥ه = ١٩٠٩ - ١٩٩٤م) أحد أعلام الأزهر، وزير شؤونما.



كان والده من علماء القراءات فحفَّظه القرآن الكريم صغيرًا، والتحق بالأزهر للدراسة فأظهر نبوغًا، حيث أثمَّ المرحلتين الأوليين في خمس سنوات بدلًا من تسع، ونال إجازة التدريس من كبار شيوخ الأزهر وهو دون العشرين، مما جعله أستاذًا لشيوخ

(١) موسوعة الأعلام للشميري.

من آثاره العلمية: الأدب العربي في الأندلس (أصله بحث، أشار عليه بعض أساتذته أن يطبعه)، مجموعة كبيرة من المقالات والبحوث العلمية والاجتماعية والأحاديث الإذاعية والفتاوى... نشر بعضها بعنوان: على طريق النصر، ١٣٧٣ه، كيف تحج وتعتمر (بالعربية والإنجليزية). وطبعت له مقررات على طلبة كلية الشريعة، ولا يزال بعض ما كتب مخطوطًا(١٠).

# عبدالعزيز محمد فاخر (۰۰۰ - ۱٤٣٠ هـ = ۰۰۰ - ۲۰۰۹م)

من مصر. حصل على الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة الأزهر سنة ١٣٩٢هـ، (٢) من أعلام الإسلام/ محمد عبدالمنعم خفاجي، السيد

 (۲) من أعلام الإسلام/ محمد عبدالمنعم خفاجي، السيد الجميلي، ص١٨٠، مجلة الأزهر حده س١٨ ص١٨٣٠ الفيصل ع٢١٧ (رحب ١٤١٥هـ) ص١٢٣، المسلمون ع٠٥٠ (٨/٦/٥)١٤١هـ).

ثم كان عميدًا لكلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر، ولعله عمل أستاذًا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فقد أشرف على رسائل جامعية هناك. مات أواخر شهر محرم، ديسمبر.

من مؤلفاته: الباء: دراسة نحوية صرفية، توجيهات نحوية لآيات قرآنية وأساليب عربية، توضيح الصرف (مقرر الشهادة الثانوية)، أبو عثمان المازي المحدد ومؤلفاته وأثره (دكتوراه)، الممنوع في النحو، توضيح النحو: شرح ابن عقيل وربطه بالأساليب الحديثة والتطبيق.



عبدالعزيز بن محمد الماجد (۱۳۸۲ - ۱۶۱۷ه = ۱۹۹۲ - ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز بن محمد المسلّم (١٣٥٢ - ١٤٠٣ه = ١٩٣٣ - ١٩٨٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز بن محمد المضيّان (١٣٢٠ - ١٤٠٨هـ = ١٩٠٢ - ١٩٨٨م)

قاض، إمام الحرم النبوي الشريف. ولد في بريدة بالسعودية، تلقى العلم على علمائها، ثم على علماء المدينة المنورة

علمائها، ثم على علماء المدينة المنورة عندما تعين إمامًا في الحرم النبوي الشريف عام ١٣٤٥ هـ لسنة واحدة، منهم عبدالله الخليفي، وسعيد الإفريقي. تعين قاضيًا في منطقة حائل، ثم الشبيكة، فالأسياح، عاد قاضيًا في الشبيكة حتى تقاعده، وتوفي

ببريدة يوم ١٥ شوال(١).

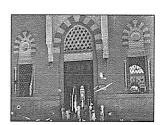

عبدالعزيز المضيان عيِّن إمامًا للحرم النبوي عام ١٣٤٥

عبدالعزيز محمد المنشاوي (۰۰۰ - ۲۰۲۷ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م) مهندس وخبير زراعي.



من مصر. أستاذ ورئيس قسم الحشرات الاقتصادية في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية. كان له نشاط بحثي في مجال مورفولوجي وتقسيم وبيولوجي الحشرات الاقتصادية ومكافحتها، اشترك في (٧٠) والمتطفلة والمفترسة ومكافحة بعض الحشرات بطرق غير تقليدية. وأسهم في العديد من المؤتمرات المحلية والخارجية، قام بمهمة علمية في إيطاليا لمدة ستة شهور، عضو اللجنة ومستشار زراعي في مكافحة آفات أشجار الفاكهة. مات في أواخر شهر ذي الحجة، أوائل يناير.

من عناوين كتبه: الآفات الحشرية والحيوانية (مع عصمت حجازي)، إرشادات تطبيقية في الحشرات الاقتصادية (مع شاكر حماد

(١) تاريخ مساجد بريدة القديمة ص٢٧٥.

وأحمد الشاذلي وفاروق الجيار)، إرشادات معملية في الحشرات الاقتصادية (مع عصمت حجازي ونشأت السنجابي)، الحشرات الاقتصادية (٢).

عبدالعزيز محمود سامي (۱۳۲۸ - ۱۴۲۳ه = ۱۹۱۰ - ۲۰۰۳م) طبيب أكاديمي متخصص في الدرن.



من محافظة القاهرة، حصل على الدكتوراه في الأمراض الباطنية من كلية الطب بجامعة القاهرة. أشرف على إنشاء أول قسم لتخصص الأمراض الصدرية والدرن في القصر العيني، وفي جميع الجامعات التي أنشئت بعد جامعة القاهرة، وأوجد درجة الدكتوراه في هذا التخصص، شارك في إنشاء كلية الطب بجامعة أسيوط، وأسَّس عددًا من الجمعيات الطبية، منها الجمعية العامة لمكافحة التدرن، وأوجد لها محلة تبادل بما مع مثيلاتها في الجامعات الغربية، وجمعية الحساسية المصرية، رئيس الجمعية الطبية المصرية، مستشار وزارة الصحة لأمراض الصدر، رئيس هيئة خبراء الدرن في هيئة الصحة العالمية، مُثِّل لكلية أطباء الصدر الأمريكية، رئيس الشرق الأوسط للاتحاد الدولي للدرن. مثّل مصر في العديد من المؤتمرات الطبية.

له الكثير من الأبحاث العلمية والطبية (٣).

عبدالعزيز محمود الشامي (۱۳۹۰ - ۱۲۲۶ه = ۱۹۷۰ - ۲۰۰۶م) قائد مجاهد. عُرف بـ(عزيز الشامي).

عبدالعزيز محمود سلامة

(۰۰۰ - ۲۹ کو ۱۵ = ۰۰۰ - ۲۰۰۲م)

(تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز محمود شادي (۲۰۰۰ - ۱٤۳۰هـ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹)

(تكملة معجم المؤلفين)



من مواليد مدينة غزة، تربَّى في أسرة كريمة، أنحى دراسته الإعدادية، وأسهم في إعالة أسرته الكبيرة، قاوم الاعتقال واعتقل، التحق بحركة الجهاد الإسلامي، وصار أحد القادة الميدانيين وأبرزهم في سرايا القدس التابعة للحركة، وعضو المحلس العسكري في قطاع غزة، شارك في العديد من العمليات العسكرية وأشرف على بعضها الآخر، وعُرف بإقدامه وشجاعته الفائقة، وتصدِّيه المتواصل للقوات اليهودية، وكان من أبرز المطالبين للقوات اليهودية المحتلة منذ الانتفاضة الأولى. اعتقلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمدة (٣) أعوام بتهمة قتل عسكريين يهود! نجا من محاولة اغتيال، وفقد يده اليمني في عملية عسكرية، عمل حارسًا شخصيًا لسنوات طويلة لابن عمه عبدالله الشامي أحد أبرز قادة الحركة.

(۲) ترجمته من كتابه: الآفات الحشرية، مع إضافات.
 (۳) الأهدام ۲ ۲۶۲۲ ۲۲۲ ۱۷۲۱ هـ، حكماء قصير

 (٣) الأهرام ع ٢٤٢٢ ٤٢٤٢٢ آه، حكماء قصر العيني ص١٧٧، موسوعة أعلام مصر ص٣٠٨، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢٠٨.

اغتالته يهود عن طريق صاروخ أطلقته من طائرة مروحية على سيارة كان يستقلها، يوم السبت ١٦ ذي الحجة، ٧ كانون الثاني (ناير)(١).

عبدالعزيز محمود عبدالدايم (١٣٦٢ - ١٤٣٤ه = ١٩٤٣ - ٢٠١٣م) أستاذ الآثار الإسلامية.



من مصر. والده من علماء الأزهر، من شبرا بخوم بمركز قوسينا. نال شهادة الماجستير (١٣٩٥هـ)، ثم الدكتوراه (١٣٩٥هـ) من قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة القاهرة، ثم كان أستاذًا للتاريخ فرئيسًا لقسم الآثار ووكيلًا لكلية الآثار بالجامعة نفسها، وعضوًا بمجمع اللغة العربية، وأحد الموقعين على إنشاء الاتحاد العام للآثاريين العرب على إنشاء الاتحاد العام للآثاريين العرب العرب سابقًا). ونعي يوم الأربعاء ١٧ شعبان، ٢٦ يونيه.

مؤلفاته: إمارة طرابلس الصليبية في القرن الثاني عشر (ماجستير)، الأحكام الملوكية والضوابط الناموسية في فنّ القتال في البحر لمؤلفه محمد بن منكلي الناصري: تحقيق ودراسة عن فنّ القتال في عصر سلاطين المماليك (دكتوراه)، تاريخ الدولة العربية، الحيل في حروب دولة المماليك، الرقُ في مصر في العصور الوسطى، مصر في عصري المماليك والعثمانيين، بيت المقدس في المماليك والعثمانيين، بيت المقدس في المماليك والعثمانيين، بيت المقدس في

(۱) الشرق الأوسط ع٩٢٠٣ (١٢/١٢/١٧) ه.)، شبكة فلسطين للحوار ٢٨.٩/٩/٢٤م.

العصر الأيوبي ٥٦٧ – ٦٤٨ مع دراسة تمهيدية لمكانتها في العصر الإسلامي وبحث بعنوان: علاقة الأيوبيين بالروم البيزنطيين.

عبدالعزيز محمود أبو غوش (١٣٥٥ - ١٤٢٩ه = ١٩٣٦ - ٢٠٠٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز بن محمود القديفي (١٣٤٦ - ١٣٢٦هـ = ١٩٢٧ - ٢٠٠٥م) کتبي شاعر.

من مدينة النجف، درس على علمائها الشيعة، وانتقل إلى بغداد ليمتهن بيع الكتب القديمة، ثم يستقل بمكتبة تجارية تحمل اسمه، وكان خبيرًا في شؤون الكتب والمكتبات.

وطبع له من الكتب: محاضرات القديفي، صوت رمضان، جواهر الكلام في معرفة الدين والأحكام، العرف في أحكام الوقف، مأساة حزين (شعر)، إلى أين الطريق (شعر)(٢).

عبدالعزيز محمود هلال رجب (٠٠٠ - ١٤٢٦ه = ٠٠٠ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز مخيمر عبدالهادي (۰۰۰ - ۱٤٣٤ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م) أستاذ القانون الدولي.

من مصر. أستاذ الحقوق في جامعة المنصورة، رئيس قسم القانون الدولي بحا، خبير قانون البيئة والمحميات الطبيعية، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية. نعي يوم الخميس ١٩ ذي الحجة، ٢٤ أكتوبر. كتبه المطبوعة: حقوق الطفل في الشريعة

الإسلامية والقانون الدولي: دراسة مقارنة، القضاء الدولي المستعجل، تهجير اليهود في فلسطين في ضوء أحكام القانون الدولي، دور المنظمات الدولية في التحكيم البيئة، إشكالية التدابير المؤقتة في التحكيم التجاري الدولي: دراسة مقارنة مع القضاء الدولي (كتاب أو بحث)، الإرهاب الدولي مع دراسة للاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية.

عبدالعزيز المرسي برهام (١٣٢٤ - ١٤١٨ه = ١٩٠٦ - ١٩٩٧م) لغوي أديب مصنّف.



من سكان قرية دِيَسْط التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ابتعث إلى جامعة ليدن بمولندا فدرس فيها عامًا، ثم إلى السوربون ليحصل منها على الدكتوراه في الآداب، مع دبلومات وإجازات في اللغات العبرية والحبشية والسريانية وتخصصات أحرى، وعاد ليكون أستاذًا للغات السامية، وللنقد والبلاغة، ورئيسًا لقسم اللغة العبرية واللغات الشرقية، ووكيلًا لاتحاد طلاب الجامعة، كما الشرقية، ورئيسًا وفي جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ورأس تحرير جريدة (الثغر) الصادرة عن جامعة الإسكندرية، كما ترأس الهيئة الغلية لرعاية الفنون والآداب بالإسكندرية، وكان يعدُّ برناجًا إذاعيًا باللغة الفرنسية لإذاعة الرياض (١٣٩٥ – ١٤١٠هـ)

لمعالجة قضايا إسلامية متنوعة، وشارك في ندوات ومؤتمرات ومهرجانات.

وله كتب، طبع منها: فقه اللغة، تاريخ الشعوب السامية ولغاتما، عبدالرحمن الكواكبي رائد من روَّاد القومية العربية، معالم الطريق في الميثاق، من هنا وهناك: محاضرات وبحوث، التحول في المجتمع العربي: مظاهره ودور التربية فيه، دور تراء اللغة العربية، اللغة العربية بين الوضع والاستعمال، وحقق الجزء الأول من معجم والاستعمال، وحقق الجزء الأول من معجم المحكم لابن سيده (خ). وله مؤلفات أخرى، بالعربية والعربية والفرنسية ذكرت في أخرى، بالعربية والعربة والفرنسية ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

**عبدالعزیز مرید** (۱۳٤۸ – ۱۹۲۹ه = ۱۹۲۹ – ۲۰۱۳م) سیاسی یساري، رسَّام أدیب.



من مواليد الدار البيضاء. عمل في الصحافة والتدريس في مدرسة الفنون الجميلة، من مؤسِّسي منظمة «٢٣ مارس" إحدى أهم تنظيمات اليسار بالمغرب (ذات التوجه الماركسي اللينيني). اعتقل عام ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م) وحُكم عليه بالسجن عشرين عامًا، أمضى منها (١٠) سنوات، لاقى فيها أنواع التعذيب، ودافع عن مواقفه اليسارية. واعتبر رائد الرواية المصورة في المغرب، حيث أصدر أول عمل من المغرب، حيث أصدر أول عمل من هذا الجنس الأدبي والفني عام ١٤٢٢هـ هذا الجدس الأدبي والفني عام ٢٩٤هـ (١٠٠١م). توفي يوم الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى، ٩ أبريل.

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

أصدر كتابه بالفرنسية «إنحم يجوّعون الفئران تجويعًا» مصوّرًا اعتقاله وسجنه بالريشة. ثم نشر قصصًا مصورة أخرى في كتاب «الحلاق»، واقتبس رواية «الخبز الحاف» لمحمد شكرى، ولم يكملها(٢).

عبدالعزيز بن مساعد آل سعود (١٣٠٢ - ١٣٩٧ه = ١٨٨٤ - ١٩٧٧م) أمير، قائد حربي.

هو عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبدالله آل سعود.



ولد في الرياض، ونزح مع بعض أفراد الأسرة السعودية إلى الكويت إثر استيلاء محمد بن رشيد على بلدان نجد عام ١٣٠٨هـ. وبعد استعادة الرياض كان على رأس من دخل بلدة الخرج. ثم كان على رأس عدة وقعات هامة، منها وقعة «كنزان» المشهورة التي بحرح فيها الملك عبدالعزيز وقتل أحوه سعد، وأصيب المترجم له إصابة بالغة، لكنه أعاد الكرة على العجمان على رأس جيش... حتى استتباب الأمن في ديارهم. وزحف على عسير، وحاصر أبها ليلًا حتى دخلها.. وأشرف على إمارة حائل علاوة على عمله أميرًا لمنطقة القصيم، حتى انتقل إليها سنة ١٣٤١هـ. وقد وصف -إضافة إلى شدته - بالحلم والتدين وكثرة العبادة، كما وصف بالدهاء، ولجوئه إلى (۲) الدوحة ع ۲۲ (مايو ۲۰۱۳م)، الاتحاد الاشتراكي
 ۲۰۱۳/٤/۱۰

حلّ المشكلات دون اللجوء إلى القوة. مات في الأول من شهر ربيع الأول، ودفن بمدينة الرياض بجانب قبر ابن عمه الملك عبدالعزيز (٣).

عبدالعزيز المساعيد = عبدالعزيز فهد...

عبدالعزيز مسلم الحلي (١٣٦٠ - ١٣٦٠ه = ١٩٤١ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز مشري = عبدالعزيز بن صالح مشري

عبدالعزيز مصطفى (١٣٣٢ - ١٤١٢ه = ١٩١٣ – ١٩٩٢م)

ضابط عسكري، ناشط رياضي. من الإسكندرية. حصل على إجازة في

العلوم العسكرية، مدير سلاح المدرعات، وكيل وزارة الحربية، محافظ البحر الأحمر، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أول إفريقي تولَّى رئاسة لجنة العقوبات بالاتحاد المذكور، رئيس شرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، توفي يوم ٣٠ رجب، ٣ شباط (فبراير)(1).



عبدالعزيز مصطفى كان رئيس شرف الاتحاد الافريقي لكرة القدم

<sup>(</sup>٣) رجال في الذاكرة ١١٠/١.

<sup>(</sup>٤) مُوسوعة أعلام مصر ص٣٠٩، موقع شبكة المكتبات

# عبدالعزيز مصلوح مخيمر (١٣١٨ - ١٤٠٤ه = ١٩٠٠ - ١٩٨٤م) أديب، شاعر، مترجم.



ولد في قرية كوم الزهير بأعماق ريف المنيا في مصر. حصل على الشهادة الابتدائية، عمل مشرفًا زراعيًا، ثم محررًا بجريدة الإنذار، فموظفًا بقلم قضايا الأوقاف في مديرية المنيا، وكان رئيسًا لجمعية «أنصار الحق» التي كانت تقوم بتعليم الفلاحين وتعريفهم بحقوق مواطنتهم. وقد عكف على الأدب فقرأ عيونه، ومثله الأدب الغربي متقنًا بذلك الإنجليزية والفرنسية، وقام بترجمة أجمل القصائد فيهما، ونظم بالإنجليزية قصائد وطنية معبرًا فيها عن رفض الاحتلال، وأرسلها إلى المندوب السامي البريطاني، مماكان سببًا لاعتقاله ومطاردته قبل ثورة ١٩١٩م وبعدها. كان صاحب أسلوب فريد ينضوي تحت لواء مدرسة البيان التي كان أعلامها المنفلوطي والرافعي والزيات.

له ديوان شعر نشره عام ١٣٤٣هـ بعنوان: العلم السعدي، وملحمة «سرُّ المعجزات الحمَّدية».

ونشر له ابنه سعد «فرائد القصائد: من ديوان الشعر الغربي» بعد وفاته.

ولـــه عـــدد مــن المسـرحيات الشـــعرية المخطوطـة(١).

(١) الأهرام ع ٢٧٩٤ (١/١١/١٤٢هـ)، معجم

#### طردية ابن المعتز،

لما تَسَنَّى الأُفْقُ بِالضَّسِياءِ
مِثْلُ ابْشِامِ الشَّفَ الْلَّسِاءِ
وَتُعَلَّتُ ذُوَائِثُ الظَّسْلَاءِ
وَتَعَلَّتُ ذُوائِثُ الظَّسْلَاءِ
وَقَمْ بَخُمُ اللَّسِل بِالإَغْفَاءِ
فَدْنَا لِعِينِ الوَحْشِ والظِّبَاءِ
دَاهِيةً تَحْدُونَ اللَّفَسِاءِ
شَالَةً كَا لُعَصْرَبِ الشَّمُلُاءُ

(١) الله والعرة في مسن.

مُرْهَفَةُ مُطْلَقَةُ الْأَحْشَاءِ
كَدُّةٍ مِنْ ضَلَمَ سَسُودَاءِ
أَوْهُدُهُ مِنْ ضَلَمَ سِسُودَاءِ
أَوْهُدُهُ إِنْ طَرَوْدِ السِّرَدَاء غَيْمُهُمْ أَرْجُهُمُ الْمُسَوّاء تَشْهُمُهُمْ أَرْجُهُمُ الْمُسَوّاء شَنْهُمُ الْمُنْهَاءِ مِنْهُمْ الأَوْهُمُاءِ وَتُخْلَفْنَا مُونَّقَى الأَمْمَنَاءِ (مُنْ خَالَمَهُما يَحِسُلُدَةٍ بَسِسَنَاءِ

(۲) الفطف : المشاعر،

عبدالعزيز مصلوح (خطه)

عبدالعزيز الميمني الراجكوتي (١٣٠٦ – ١٣٩٨هـ = ١٨٨٨ – ١٩٩٨م)

أديب وباحث لغوي محقق، خبير بالمخطوطات ونوادر الكتب.



ولد في بلدة راجكوت بإقليم كاتميادار (سوراشترا الحالية) على الساحل الغربي للهند. من بيت عربق في التجارة. استكمل دراساته العالية في لكهنؤ ورامبور ودهلي، ودرس على شيوخ كبار، أمثال حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي السعدي اليماني، الذي أجازه برواية الحديث، ونغمت في علوم اللغة والأدب، وحفظ من وتعمق في علوم اللغة والأدب، وحفظ من الشعر العربي القديم ما يزيد على سبعين الف بيت! وبدأ حياة التعليم حين التحق

البابطين لشعراء العربية (ووفاته فيه: ١٩٥٦هـ ١٩٨٥). وخطه مهدى من الأستاذ أيمن ذو الغني، وكذلك صورته، التي حصّلها من كتاب الشاعر، الذي وجهه إلى الملك أحمد فؤاد الأول نقلاً عن ديوانه (العلم السعدي)، الصادر عام ١٩٢٤م.

بالكلية الإسلامية في بشاور ليدرِّس العربية والفارسية، ثم انتقل إلى الكلية الشرقية بمدينة لاهور (عاصمة البنجاب)، ثم عليكره، وتدرَّج في المناصب عليكره، وتدرَّج في المناصب العلمية بها من مقرئ، إلى أستاذ، فرئيس لقسم اللغة العربية. وكان يعرف من أنباء الثقافة وأخبار العلماء والأدباء

والشعراء في بلاد الهند وفارس وما يجاورهما ما لا يعرفه سواه من أبناء البلاد العربية. وأتاح له اطلاعه على خزائن الهند وخبرته وفطنته ومعاناته أن يهتدي إلى الفرائد النوادر من المخطوطات العربية في الهند، وأن يتحف المكتبة العربية بما تيسَّر له طبعه منها. وكان يشارك - إلى جانب تدريسه وتأليفه - في النشاط اللغوي والأدبي بمحاضراته ومقالاته وتحقيقاته التي ينشرها أو يلقيها في المؤتمرات. وتم انتخابه عضوًا مراسلًا في المحمع العلمي العربي بدمشق في سنة ١٣٤٦هـ وكان آنذاك في الأربعين من عمره، وظلَّ عضوًا في المجمع خمسين عامًا أو أكثر. وكان قلبه يخفق بحب دمشق وأهلها، زارها أكثر من مرة. ثم أصبح عضوًا مراسلًا في مجمع القاهرة، وبدأ رحلته الشهيرة إلى البلاد العربية وتركيا منذ سنة ١٣٥٤هـ، فاطلع على نوادر المخطوطات، واستعانت به وزارة الثقافة بدمشق للاستفادة من خبرته في مجال المخطوطات. وحصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى سنة ١٣٩٧هـ تقديرًا لجهوده في تحقيق التراث الإسلامي ونشر العربية. وغادر عليكره (الهند) إلى باكستان ليقيم في كراتشي، ويسند إليه رئاسة القسم العربي بجامعة كراتشي، ثم أسندت إليه مناصب علمية أخرى، مثل مدير معهد الدراسات الإسلامية لمعارف باكستان .. إلى أن توفاه

الثلاثة

فكاب طبقا والشعراء الأوزان إليّ مرالتُّمواء أوّل الأيّن عليه وصاحلية فالسلطاء وادع شالقيا كالمقبلة الشاء ها وتداري من مرايع من الداري المستين والثلث الله وللان أوللان الا بسمّون خدواء عن بترل أعمر اليّتزيع المثل بعرفاء عن وأسي لنتيب الأسماء والمالية الارواليس واحثيل أو للا يسرو إيادًا لأن و والمهابية الارواليس واحثيل أن تعتبر معنوم ولا بعضاً بالشعار بلسده ولمارية بريد والغزيدي

عَلَيْ البِهِ لَخَلْتَ الْمُعَرِّقِ كَانِعِلَى بَشَعَ دِيهُ مِنْ اللَّهِ الْخَلْتَ الْمُعَرِّقِ وَكَانِعِلَى بَشَعَ دِيهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

من المسلمة المسلمة المسلمة والمستويدة والمسلمة المسلمة المسلم

رای افرنلسرالمنزهسر۲/۷۷ دیمی الاصل علی • (+) الاصل\*(الالعث"

نموذج من خط الميمني الصفحة السادسة من الجزء الثالث مِن كِتاب التصحيف والتحريف للعسكري

عبدالعزيز الميمني (خطه)

الله يوم الجمعة ٢٦ ذي القعدة، الموافق ٢٧ تشرين الأول (أكتوبر).

قُدِّمت في جهوده رسالة دكتوراه باللغة العربية عنوانما: عبدالعزيز الميمني: حياته وإنتاجه العلمي والأدبي/ فوزان أحمد. الهند: الملية الإسلامية.

له «مذكرات» عبارة عن عناوين كتب مخطوطة نادرة، نشرها شاكر الفحام في مجلة معهد المخطوطات العربية ١٤٠٦هـ (١٩٨٦م).

ومن تحقيقاته التي وقفت على عناوينها: الطرائف الأدبية: وهي مجموعته من الشعر (تصحيح وتخريج ومعارضة على النسخ المختلفة وتذييل)، سمط اللآلي في شرح أمالي القالي/ لأبي عبيد البكري (نسخ وتصحيح وتحقيق وتخريج وإضافة)، ديوان حميد بن ثور الهلالي، وفيه بائية أبي وفاء

الإيادي (صنعة)، ديوان سحيم عبد بني الحسحاس (تحقيق)، أبو العلاء وما إليه؛ فائت شعر أبي العلاء؟ رسالة الملائكة (تصحیح وشرح)، الوحشيات: وهو الحماسة الصغرى/ لأبي تمام الطائي (تعليق وتحقيق، وزاد في حواشيه محمود محمد شاكر)، الفاضل في اللغة والأدب/ لأبي العباس المبرد (تحقیق)، نسب عدنان وقحطان/ لأبي العباس المبرد (تصحيح وشكل

ومعارضة)، المنقوص والممدود/ للفراء، والتنبيهات/ لعلي بن حمزة (تحقيق)، أبواب متارة من كتاب أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الأصبهاني من النسخة الفريدة، الفاضل/ لأبي العباس المبرد (تحقيق)، فهارس سمط اللآلئ على غرار مبتكر فريد. وصدر مجموع يضم رسائله الصغيرة وبحوثه المنشورة في الدوريات بعنوان:

بحوث وتحقيقات/ تأليف عبدالعزيز الميمني؛ أعدها للنشر محمد عُزير شمس؛ تقديم شاكر الفحام؛ مراجعة محمد اليعلاوي، ٢مج.

وقد جعلها في ثلاثة أقسام:

جملة من مقالاته تتناول موضوعات مختلفة. ما حرره من نقد وتعريف بمجموعة من الكتب.

جملة نصوص محققة جلُّها رسائل نادرة.

وزادت في مجموعها على الخمسين. وذكر المعد أنه كتب دراسة تفصيلية عن حياة الميمني وجهوده في خدمة التراث، وأعد فيها قائمة طويلة مؤلفاته وآثاره، وأنها ستنشر في كتاب مستقل. وله تحقيقات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

# عبدالعزيز بن ناصر الرشيد (١٣٣٣ - ١٤٠٨ه = ١٩١٤ - ١٩٨٨م) عالم جليل.

ولد في مدينة الرسّ بالسعودية، حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، ثم شرع في طلب العلم على علماء الرس، ثم رحل إلى الرياض للتزود والاستفادة من العلم، فلازم حلقات آل الشيخ، ومنها إلى مكة المكرمة للحج، وجاور فيها، ولازم علماء المسجد الحرام. تعيَّن مدرسًا بالمعهد العلمي السعودي في مكة، وفي المعهد العلمي بالرياض، وفي كلية الشريعة، وكثيرًا ما كان يرشد في الحرم ويدرِّس الطلبة فيه. تولى القضاء في الظفير، وفي حوطة بني تميم. وكان عضوًا في دار الإفتاء، وعندما افتتحت مدارس البنات بالرياض عام ١٣٨١ه تعيَّن رئيسًا لها بضعة شهور تحت إشراف شيخه محمد بن إبراهيم. وفي العام الذي يليه تعيَّن رئيسًا لهيئة محكمة التمييز بالوسطى والشرقية. كان على جانب كبير من الأخلاق، مستقيمًا في دينه وخلقه، يساعد المحتاجين

(۱) مجلة الفاروق (باكستان) س ۱۷ ع۱۲ (۱۹۱۰ه) ص ٤٠ البعث الإسلامي مج ۲۹ ع۲ ص ٥١، و ع۴ ص ١٥، و ع۴ (رجب ٢٥ س ١٥) م المدر ١٤ س ١٦ (رجب و سلام)، و س ٨ ص ٢٩١، اليمامة ع٤٨٠ (١٢٠/١٢/٩)، مجلة مجمع اللغة العربية بلمشق مج ٥٠ حد ١ (صفر ١٣٩٩ه) ص ٢٣٦ – ٢٧٩ بقلم شاكر الفحام. وفيه حديث وتحليل لمؤلفاته. وينظر العدد الذي يليه ص ٢١، وأصدرت مجلة المجمع العلمي الهندي عددًا معتازًا عنه، يراجع عرض له في مجلة البعث الإسلامي مج ٣١ عود ١٩٠٠.

والضعفاء. توفي في شهر ربيع الأول. وصدر له: عدة الباحث في أحكام التوارث، التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، القول الأسنى، إفادة السائل في أهم الفتاوى والمسائل(''.

الون السيمية الواسطية على العقدين و الواسطية من من من من الموسدة المو

عبدالعزيز بن ناصر الشعيبي (١٣١٤ - ١٤١٤ه = ١٨٩٦ - ١٩٩٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعزيز أبو هدبا (١٣٥٤ - ١٤٣٢هـ = ١٩٣٥ - ٢٠١١م) باحث وكاتب شعبي.



من مواليد القدس. من مؤسّسي لجنة الأبحاث الاجتماعية والتراث الشعبي الفلسطيني في جمعية إنعاش الأسرة، شارك في النشاطات والفعاليات الخاصة بالموروث الفلسطيني، وأشرف على تحرير وإعداد صفحة «تراث الشعب» في صحيفة «الشعب» المقدسية المحتجبة، وقدم برامج في التراث الشعبي بتلفزيون فلسطين

 (١) من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ١٢٤/١، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٦٢ (ط٢).

وفضائيات خليجية، كما قدَّم برامج تراثية من خلال إذاعة صوت فلسطين. ومات يوم الجمعة ١٦ تشرين المجة، ١١ تشرين الثاني.

ترك كتبًا وأعمالًا ودراسات تراثية، منها: التراث الشعبي الفلسطيني: جذور وتحديات وتاريخ، الإنجاب والطفولة، ثلاثون ليلة وليلة في المضافة الفلسطينية، قرية ترمسعيا. وبحث موسَّع حول تأثير الانتفاضة الفلسطينية على عاداتنا وتقاليدنا في الأفراح والأتراح، نشر في كتاب "الأدب الشعبي في الانتفاضة "۱۲).

**عبدالعزيز هلال** (١٣٥٢ - ١٤١٧ه = ١٩٣٣ - ١٩٩٧م) قاص وكاتب روائي.



من دير الزور بسورية، ولد لأب ضابط كان بيته مأوى لتجمعات حزب البعث، تعلق بقراءة القصص منذ صغره. انتقل إلى دمشق، تخرج في كلية الحقوق، ومارس المحاماة والتدريس مع متابعة الأدب. انتقل إلى وزارة التعليم العالي، ثم إلى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، وصار عضوًا في المكتب التنفيذي باتحاد الكُتّاب العرب، عمل في الصحافة، وكتب الحكاية والخاطرة والقصة والرواية والمسرحية، كما كتب مسلسلات إذاعية وتلفزيونية. مات

(٢) مما كتبه شاكر فريد حسن ونشرته وكالة سولابرس في ٢٠١١/١/١/١.

في ٢٥ شعبان، ٢٥ كانون الأول. وطبع من أعماله: امرأتان في الزحام، الرجل الأثري، القطار، من يحب الفقر<sup>(١٢)</sup>.

عبدالعزيز بن ياسين السقَّاف (١٣٧١ - ١٤٢٠ه = ١٩٥١ - ١٩٩٩م) اقتصادي وناشط مدني ومحرر صحفي.



ولادته في قرية الحضارم التابعة لتعز باليمن. حصل على إجازة في الآداب من جامعة صنعاء، وماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفرد، وآخر من جامعة أوهايو، ودكتوراه في التجارة الدولية من جامعة هارفرد، عمل منذ عام ٤٠٠ هـ حتى وفاته أستاذًا في قسم الاقتصاد بجامعة صنعاء، وفي عام ١٤١٠هـ (شباط ١٩٩٠م) أسَّس صحيفة (يمن تايمز)، وأصدر أول نشرة لها في رجب ١٤١١هـ، وهي أول صحيفة بالإنجليزية تصدر في اليمن، وأولها التي دخلت في الشبكة العالمية للمعلومات. ثم كان مديرًا عامًا للمعهد العربي للدراسات المصرفية بعمَّان، وهو مؤسِّس وأحد المنظمين والمدير التنفيذي للجنة الوطنية لمقاومة التعذيب، وأحد المؤسّسين والرئيس الفخرى لجمعية حماية حقوق الأطفال، وأحد مؤسسي منظمة العفو الدولي الخاصة باليمن، كما ترأس جمعية الحضارم

(٣) الثقافة (كانون الثاني ١٩٩٧م) ص ٦٢، أعضاء اتحاد الكتاب ص ١٩٩٧، موسوعة أعلام سورية ٣٨٨/٤، معجم الروائيين العرب ص ٥٢٦، معجم المؤلفين السوريين ص ٥٢٦، الحركة الثقافية في دير الزور ص ٨٦.

الخيرية، وأسَّس لجنة مراقبة الانتخابات، وكان أمينًا عامًا لجمعية الصداقة اليمنية الأمريكية، ومديرًا تنفيذيًا للمعهد اليمني لتنمية الديمقراطية، وأحد مؤسِّسي الجمعية اليمنية لحقوق الإنسان، ولمنبر الفكر العربي بالأردن، ولجمعية الاقتصاديين العرب ببغداد، ومنتدى يمن القرن الواحد والعشرين. وكان يؤمن بالدور الحيوي الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، وشارك في لقاءات عالمية، وزار معظم بلدان العالم. ومات في حادث مروري بصنعاء يوم ١٧ صفر، ٢ يونيو.

# YEMEN TIMES

عبدالعزيز ياسين السقاف أصدر أول صحيفة بالإنجليزية في اليمن (يمن تايمز)

وصدر فيه كتاب بعنوان: الفارس الذي ترجَّل. أصدرته صحيفة يمن تايمز يوم ٧/٣/٢ هـ.

كتب مقالات في صحيفة (يمن تايمز)، وفي صحف ومجلات محلية وعالمية، ونشر (٤٢) مقالًا في مطبوعات مختلفة.

وألَّف (٨) كتب عن الاقتصاد، منها: نظريات المالية العامة والنظام المالي في الجمهورية العربية اليمنية، البنوك الإسلامية، الاقتصاد المبسط، حقوق الإنسان(١١).

عبدالعظيم إبراهيم دسوقي (١٣٣٥ - ١٤٠٤ه = ١٩١٦ - ١٩٨٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعظیم أحمد أنیس (۱۳۲۲ - ۱۳۳۰ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۹م) کاتب ومفکر شیوعی.

(۱) موسوعة الألقاب اليمنية ۹۰۰/۲ (نقلاً عن الموسوعة اليمنية)، اليمن في ۱۰۰ عام ص٣٤٧، معجم البلدان والقبائل اليمنية ٢٩٧/١، موسوعة الأعلام للشميري.



من القاهرة. حصل على الدكتوراه في الرياضيات من الإمبريال كولدج بجامعة الندن، عمل أستاذًا في كلية العلوم بجامعة عين شمس، وكان عضوًا في لجان الجلس الأعلى للجامعات ولجان وزارة التربية والتعليم، ورئيس مجلس إدارة شركة العربي للطباعة والنشر، كتب ونقد في الصحف والجلات المصرية، وكان له دور بارز في الحركة الثقافية، وله بحوث منشورة في الخارج في علم الإحصاء الرياضي. وكان معارضًا للسادات في سياسته، وهو صديق محمود أمين العالم، الذي توفي بعده بأيام. مات يوم الخميس ١٨ محرم، ١٥ يناير (كانون يوم الخميس ١٨ محرم، ١٥ يناير (كانون الثاني).

وثما كتب فيه: عبدالعظيم أنيس عطاء لا ينضب/ محمد عامر وآخرون.

وله كتب، من مثل: بنوك وباشوات/ دافيد. س لاندز (ترجمة)، العلم والحضارة: الحضارات القديمة واليونانية، في الثقافة المصرية (مع محمود أمين العالم)، قراءة نقدية في كتابات ناصرية: حوار مع هيكل وعكاشة، إصلاح التعليم المتدهور، رسائل الحزن والحب والثورة، ذكريات من حياتي (٢).

عبدالعظیم أحمد الحلفاوي (۲۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعظیم أحمد الغباشي (۱۳۲۷ - ۱۳۹۸ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۷۸م) عالم داعیة.

(٢) الموسوعة القومية ص٢٠٩، الأهرام ٤٤٦٠١ (١٤٣٠/١/١٩هـ)، العربية نت (بالتاريخ السابق).

ولد في «كفر مناقر» بمحافظة بنها في مصر. حفظ القرآن الكريم، وتخرَّج في كلية أصول الدين بالأزهر، وحصل على درجة الأستاذية، وكانت رسالته بعنوان «علوم القرآن» ونوقشت سنة ١٣٨٢هـ. جاب مدنًا في مصر متنقلًا من قنا إلى الزقازيق ثم إلى المنصورة مدرسًا في معاهدها، وبني في بنها معهدًا أزهريًا افتتحه الرئيس محمد نحيب عام ١٣٧٣ه، حتى استقرَّ به المقام في القاهرة أستاذًا بكلية أصول الدين. درَّس أيضًا في كلية الشريعة ببغداد، وجامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة مشرفًا على الدراسات العليا. وكان داعية منذ كان طالبًا، وكانت له في كل ليلة جمعة ندوة علمية ينظمها للناس ويعلمهم أمور دينهم، ودرس العصر في مسجد عصفور بمدينة بنها يؤمه جمهور غفير من الناس. توفي يوم ۹ صفر، ۱۸ ینایر<sup>۳)</sup>.



عبدالعظيم الغباشي كانت له دروس في مسجد عصفور

# عبدالعظیم أحمد ناجي (۱۳۵۷ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۳۸ - ۲۰۰۳م) من شعراء الحداثة.

ولد في مدينة الإسكندرية، تخرَّج في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ودرَّس في مصر وطرابلس الغرب، وكان عضوًا في جماعة «الأربعائيون»، وصاحب صالون خاص في ندوة أسبوعية.

(٣) الأزهر (محرم ١٤٠٩هـ) ص٦٠.

القمسرة الموسوعية أ التمسرة الموسوعية أ التى متجد فيظ المحود اللي متجد فيظ المحود

عبدالعظيم ناجي (من ديوانه: يسقط الصمت، بخطه أو بقلم خطاط)

صدر له من الدواوين: يسقط الصمت كمُدْية، الحنين تلك العبودية الزرقاء، كعكة ذهبية في اليوبيل المحترق.

وجمع أعماله الكاملة قبل رحيله تحت عنوان: زمن القرنفل(١).

عبدالعظيم اقعيم شلوف (١٣٧٤ - ١٤٠٧ه = ١٩٥٤ - ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعظيم حسين الربيعي (١٣٢٣ - ١٣٩٩ه = ١٩٠٥ - ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعظیم حفنی صابر (۱۳۲٦ - ۱۶۰۷ه = ۱۹۲۵ - ۱۹۸۷م) صیدلانی خبیر.



(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

من الدقهلية بمصر، حاصل على الدكتوراه في العقاقير من جامعة لندن. أنشأ محطة تحارب للنباتات الطبية في كلية الصيدلة وزوَّدها بالأجهزة. له مبتكرات في مجال تخصصه. عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، اختير رئيسًا للجنة الدائمة لدستور الأدوية المصري مرتين، وانتخب عضوًا الأدوية المعربية، ورئيسًا فخريًا مدى الحياة للجمعية العربية لأبحاث النباتات الطبية.

له ما يزيد عن مائة وعشرة أبحاث منشورة في المحلات العلمية العالمية والمحلية.

من عناوين كتبه: معجم الكيمياء والصيدلة (بالاشتراك مع أحمد مدحت إسلام)، الغذاء والدواء في القرآن الكريم/ بالاشتراك مع جمال الدين مهران، تاريخ الصيدلة عند العرب(٢).

عبدالعظيم الديب = عبدالعظيم محمود الديب

عبدالعظیم رحیم الصفّار (۱۳۵۸ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۳۹ - ۲۰۰۰م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالعظیم رمضان = عبدالعظیم محمد رمضان

عبدالعظيم الطنطاوي بدوي (۱۹۹۰ - ۱۹۱۸ه = ۱۰۰۰ - ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعظیم عباس (۰۰۰ - بعد ۱۳۹۰ه؛ = ۰۰۰ - بعد ۱۹۷۰م؛) (تکملة معجم المؤلفین)

 (٢) حكماء قصر العيني ص٢٧٦، أعلام مصر في القرن العشرين ٢٠٩. وصورته من موقع جمعية خريجي كلية صيدلة جامعة القاهرة.

عبدالعظیم عبدالعزیز سبیع (۰۰۰ - ۱۶۲۳ه؟ = ۰۰۰ - ۲۰۰۲م) کاتب إسلامي قدیر.

من مصر. أستاذ الثقافة الإسلامية والموجّه الديني في جامعة البترول والمعادن بمدينة الظهران في السعودية.

صنَّف مع زملاء له مقررات دراسية إسلامية في السعودية، منها «مقرر التفسير» للمرحلة المتوسطة الثانية والثالثة، و«مقرر الحديث» كذلك.

وله أيضًا: حاضر العالم الإسلامي، لماذا أكون مسلمًا (٥٤ص)، ويد النساء وعصمة الأنبياء...

عبدالعظيم أبو العطا (١٣٤٤ - ١٤٠١ه = ١٩٢٥ - ١٩٨١م) مهندس وخبير وزير.



ولد في المنوفية بمصر، حصل على إجازة في الهندسة من جامعة الإسكندرية، وتخصص في الإنشاءات، ودرس بعد تخرجه في لندن. عمل في أعالي النيل ثلاث سنوات، ثم حصل على الماجستير في علوم الري. ثم اللكتوراه. واختير وزيرًا للري عام ١٣٩٥هـ، وسبق أن عمل مديرًا عامًا لمكتب السد العالي في موسكو، ثم مديرًا عامًا للمشروع. وكان سكرتير عام حزب مصر منذ عام كان وزيرًا عارض استفادة الكيان الصهيوني من مياه النيل، الأمر الذي أدّى به إلى

السجن، وتوفي فيه.

وله: نهر النيل: الماضي والحاضر والمستقبل (مع شهاب دفع الله رضا وتحرير فخري لبيب)(١).

عبدالعظيم علي الشناوي (۱۳۳۰ - ۱۲۱۲ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۱م) عالم لغوي جليل، شيخ النحاة.



نشأ في «المطرية» بمحافظة الدقهلية. حصل على الشهادة العالية من كلية اللغة العربية بالأزهر، ودرجة الأستاذية في تخصص المادة. درَّس في معهد أسيوط الديني، وفي معهد طنطا، ثم في كلية اللغة العربية، وفي البيضاء بليبيا، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. واحتل منزلة رفيعة بين طلابه وإخوانه وشيوخه بما أفاء الله عليه من علم غزير، وكان حجة في الصرف والنحو بشهادة علماء الأزهر، فقيل له (شيخ النحاة) لذلك. وكان أحد أعضاء لجنة المصحف الشريف بمجمع الملك فهد بالمدينة، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وكان محبًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل البيت، فآثر أن يسكن معظم حياته في حي السيدة عائشة بشقة متواضعة. وفي المدينة كان يتخذ من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مكانًا معروفًا غربي المنبر ليكون قريبًا في محلسه

(١) مائة شخصية ص١٧٢، أعلام مصر في القرن العشرين
 ص٣٠٩، السجن في اليمن الديمقراطية/ زكي عمر، ص٧٠.
 وصورته من موقع حزب مصر العربي الاشتراكي.

من الروضة الشريفة، ويقصده من أراد الاستفسار عن المساءل العويصة في اللغة، فيحل له غامضها، ويشرح له دقائقها. ومن تآليفه: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة/ محمد الطنطاوي (تعليق بالمشاركة مع محمد عبدالرحمن الكردي)، الموضح في الدراسات النحوية (بالاشتراك مع عبدالرحمن إسماعيل ومصطفى إمام)، التعريف بفن التصريف: في التصغير والنسب والوقف والإمالة وهمزة الوصل، المصباح المنير للفيومي (تحقيق)، التطبيقات على قواعد اللغة العربية، الحمزة وأثرها وأحوالها في لغة العرب (٢).

عبدالعظیم محمد الحمادي (۰۰۰ - ۱۶۳۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالعظیم محمد رمضان (۱۳٤٦ - ۱۶۲۸ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۰۷م) مؤرّخ معاصر.



من مصر. تربّى في بيت متدين. درس في معاهد أزهرية، وواصل تعليمه الجامعي بدراسة حرة، وأكمل دراساته العليا متنقلًا بين القاعات والمكتبات والوثائق، عميد كلية التربية بجامعة المنوفية، أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة المذكورة، كاتب سياسي في مجلة «أكتوبر»، وصحيفة «الوفد»

(٢) الأزهر (ربيع الأول ١٤١٢هـ) ص٣٣٤، وربيع الآخر ص٤٢٧.

بالقاهرة، عضو مجلس الشورى، والمحلس الأعلى للثقافة، والمحلس الأعلى للصحافة، ومحلس هيئة الكتاب، رئيس لجنة التاريخ والآثار بالمحلس الأعلى للثقافة، رئيس مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر، رئيس تحرير سلسلة «تاريخ المصريين». وكان قادرًا على الحدل والهجوم وإعادة الهجوم، ومدافعًا عنيدًا ضدَّ كلِّ المناهضين لما سمى بالسلام مع الكيان اليهودي، قال عبده مباشر: قاده الاهتمام بالشأن العام إلى خوض معارك فكرية وصحفية حادة وضارية مع قوى سياسية عاتية، كالإخوان والناصريين وحزب التجمع وكل أعداء "مسيرة السلام". وقال قبل ذلك: تمكن باقتدار من حلّ التناقض بين الإيمان والرؤية الماركسية لفكرة ومفهوم العدالة الاجتماعية دون أن يخرج من تحت مظلة الإسلام!. وقرأت في مصدر أنه كان وفديًا يساريًا. بل كان أحد مؤسّسي حزب «التجمع» اليساري وعضوًا فيه، وتركه إرضاء للسلطة. وكوفئ بمناصب، وبتسويق كتاباته والترويج لها في وسائل الإعلام. وهو أحد الذين أيَّدوا السادات في اعترافه وصلحه مع الكيان الصهيوني، ولم يتردُّد في المشاركة في أنشطة التطبيع منذ بداية ١٩٨٠ م (١٤٠٠)، فالتقى باليهود، وكتب مؤيدًا للتطبيع، وعبّر في أكثر من موقف عن ولائه وإخلاصه لأصدقائه الإسرائيليين، الذين طلبوا منه مساعدتهم في مواجهة هجمات الصحف المصرية على الكيان. وكان عضواً مؤسِّسًا في جمعية القاهرة للسلام. وذكر يونان لبيب رزق أنه كان أعزَّ أصدقائه في السنوات الأخيرة، وأنه كان يفاخر بأنه عامل وابن عامل. ويهوى الاستماع إلى الموسيقي الكلاسيكية، وأنه لم يكن يلتزم بآداب المناقشة التي اعتادها المثقفون فيما بينهم، فقد كان يصارح الأعور برأيه فيه، الأمر الذي عزوته دائمًا على أنه "ابن بلد"،

وأنه لذلك لم يكتب فيه أحد كلمة! مات في أحد أيام شهور يوليو (تموز) (جمادى الآخرة - رجب).

له أكثر من (٤٠) كتابًا، منها: أكذوبة الاستعمار المصري للسودان، تاريخ النهب الاستعماري لمصر، تاريخ مصر والمزورون، الجيش المصري في السياسة، حرب أكتوبر في محكمة التاريخ، صراع الطبقات في مصر، الوثائق السرية لثورة يوليو ١٩٥٢م: النصوص العامة لمحاضر الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي، الوزارات المصرية (جـ٣: إشراف ومراجعة وتقديم...)، تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة ١٩١٨ إلى سنة ١٩٣٦م، تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة ١٩٣٧ - ١٩٤٨م، الإخوان المسلمون والتنظيم السري، الحقيقة التاريخية حول قرار تأميم قناة السويس، الصراع الاجتماعي والسياسي في عصر مبارك، قصة بناء المواطنة الخليجية.

وغــيرها المــذكــورة في (تكــملة معجــــم المؤلفين)(١).

عبدالعظيم محمود الديب (١٣٤٧ - ١٤٣١ هـ = ١٩٢٩ - ٢٠١٠م) أستاذ فقيه أصولي محقق، داعية مفكر.



ولد في إحدى قرى محافظة الغربية بمصر، وحفظ القرآن الكريم منذ صغره، ثم درس في المعهد الديني بطنطا، وحصل على الدكتوراه

(۱) کتابه «هیکل الکهف»، أصدقاء إسرائیل في مصر ص ۱۸۳ الأهرام ٤٤٠٥٢ (۱۲۸/۷/٤هـ)، وع ۱۶۲۸/۷/۱۱ (۱۶۲۸/۷/۱۲هـ)، وع ۴۷۸ (۱۶۲۸/۷/۱هـ)، الفیصل ۳۷۲ – ۳۷۴ ص۱۵۷.

من كلية دار العلوم، وذكر المشرف على رسالته (مصطفى زيد) أن رسالته أفضل رسالة قدِّمت إلى دار العلوم، وأنه لا يستثنى رسالته من ذلك! وانتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكان صديقًا للعلامة القرضاوي، ويحضران معًا لقاءً أسبوعيًا للداعية الكبير البهي الخولي. ثم أمضى معظم حياته أستاذًا جامعيًا، فبعد تخرُّجه مباشرة استقدمه القرضاوي إلى قطر، الذي قام بتأسيس قسم للدراسات الإسلامية بكلية التربية، وحمَّله المسؤولية من أول يوم، وأصبح أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة في جامعة قطر، ومدير مركز بحوث السيرة والسنة فيها بالنيابة. وكان متميزًا في عمله، ويتفاعل مع الطلبة، ويبتكر أساليب تعليمية تجذبهم إلى العلم والمناقشة، وكان متفرغًا للعلم والتصنيف والتحقيق، ولم يركض وراء شهرة، ولم يسعَ إلى الأضواء، ولكن شغلته الأمة بممومها وواقعها المرير، وكتب مقالات ورسائل، وكان ذا قلم رشيق. مهتمًا بالأدب، ولكن همَّته في التحقيق، وكان مولعًا بتراث إمام الحرمين الجويني، حتى وصف بدهاحب إمام الحرمين»، وقد ظل مع تحقيق كتابه «نهاية المطلب» نحو عشرين عامًا! واهتم بتحقيقه اهتمامًا كبيرًا، وجمع عشرين نسخة له من أنحاء العالم، وقد صدر في ثلاثين محلدًا! وعمل في وزارة الأوقاف بعد تقاعده من الجامعة. ورفض العمل في مصارف وبنوك وهيئات الرقابة الشرعية فيها، مؤثرًا العمل بدون إعلام وإعلان. وقد وصفه الشيخ القرضاوي بالحياء والإباء، والشهامة والوفاء، والبر والصلة، وأنه كان طوال حياته عاملًا، وجادًا، ربانيًا، إذا عمل أتقن، وإذا قال أحسن، يَعِدُ وينجز، ويؤتمن فيؤدِّي، عفَّ اللسان، لا يسيء إلى أحد، فقد شغله العلم عن الجهل، وشغله الإيمان عن اللغو. قال: «ولثقتي بعلمه وفقهه وأصالته

كنت في كتبي المهمة أعرضها عليه، وأطلب إليه أن يقرأها، ويبدي رأيه فيها، ويُعمل قلمه في شطب ما يرى، أو إضافة ما يرى كذلك». ووجَّه جُلَّ اهتمامه إلى دراسة الراث الإسلامي، ورأى أنه لا أساس سواه لبناء ثقافتنا، وكان يرى أن الشرط الأهم من الشروط الغائبة لنهضتنا هو إعادة قراءة التاريخ الإسلامي، والدراسة العلمية الواعية لدورتنا الحضارية. وقد توفاه الله تعالى صباح يوم الأربعاء ٢١ محرم، ٦ يناير بالدوحة. ومن تحقيقاته: البرهان في أصول الفقه للحويني، الدرة المضيَّة فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية (له أيضًا)، الغياثي: غياث الأمم في التياث الظلم (له أيضًا)، غاية المطلب في دراية المذهب (له أيضًا)،

ومن مؤلفاته: الإخوان المسلمون والعمل السري والعنف: قراءة علمية منهجية، فريضة الله في الميراث والوصية، فقه إمام الحرمين عبدالله بن عبدالله الجويني: خصائصه أثره – منزلته، المستشرقون والتراث، المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي: نظرات نحو رؤية جديدة للتاريخ الإسلامي: نظرات وتصويبات، نحو موسوعة شاملة للحديث النبوي الشريف: الكمبيوتر حافظ عصرنا، وله كتاب عن أبي القاسم الزهراوي الطبيب الجراح(٢).

۰ ۳میج).



نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني.. (٣٠ ج) حققه الشيخ عبدالعظيم الديب

 (۲) مما كتبه العلامة القرضاوي وظهر في موقع الألوكة وغيره من المواقع، إثر وفاته، وما كتبه أحمد بن عبدالسلام في إسلام أون لاين نت إثر وفاته كذلك.

عبدالعظیم مصطفی فشول (۱۳۶۳ - ۱۳۲۶ه = ۱۹۲۶ - ۲۰۰۳م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالعظیم مکین رسلان (۱۳۲۶ - ۱۶۱۸ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۹۷م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالعظیم بن منصور المرهون (۱۳٤۷ - ۱۶۲۶ه = ۱۹۲۷ - ۲۰۰۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبد علي بن حسين الجسماني (١٣٤٤ - ١٤٣٠ = ١٩٢٥ - ٢٠٠٩م) باحث تربوي نفسي إسلامي.



ولادته بكربلاء، حصل على شهادة الدبلوم العالي في علم النفس، والماجستير والدكتوراه من الجامعات البريطانية، ورأس قسم علم النفس في كلية الآداب بجامعة بغداد، وكان عميدًا بجامعة بغداد وجامعة صنعاء وجامعات في جامعة بغداد وجامعة صنعاء وجامعات عربية أخرى، وكان عضوًا في اتحاد علماء النفس العالمي، وحضر أكثر من (٤٠) مؤتمرًا محليًا وعالميًا. وتوفي بصنعاء في ٦ صفر، الأول من شهر شباط.

له بحوث عديدة، ومما ألف من كتب: أشهر الروايات الدرامية العالمية ودوافعها النفسية/ دونالد ماكمستر (ترجمة وإعداد)، القرآن وعلم النفس: رقي عقل الإنسان بالعلم والإيمان، قرأت لك من عيون

الكتب، سيكولوجية الطفولة والمراهقة، علم النفس وتطبيقاته التربوية، مأدية أفلاطون، المدخل إلى علم النفس الحديث، الأسس الفلسفية في التربية (ترجمة)، موسوعة علم النفس القرآني (٩ج)(١).

عبد علي سلمان المالكي (١٣٦٩ - ١٤٣٠ هـ = ١٩٤٩ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبد علي بن عبدالصاحب الظالمي (م۱۹۸۰ - ۱۹۸۶ه م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالعلي مزاري (١٣٦٦ - ١٤١٥ = ١٩٤٦- ١٩٦٩م) زعيم حزب الوحدة (الشيعي) في أفغانستان.



قتل في شهر شوال، الموافق لشهر شباط (فبراير)، في حادث طائرة مروحية أثناء نقله من قاعدة حركة «طالبان» في جهارسياب جنوب كابول إلى قندهار، قتل مع ١٤ شخصًا آخرين كانوا معه في الطائرة – مع اختلاف في السبب والكيفية..-، وذلك في إقليم غزنه (٢).

(۲) الحياة ع١١٧١ (١١٥/١٥/١٨)، الوسط ع١٦٧ (١٠ - ١١٥/١١/١٦) ص٣٦. وحزب الوحدة الإسلامي هو ائتلاف لثمان فصائل أفغانية شيعية تتخذ من إيران مقرًا لها، وثمَّ توحيدها برعاية إيران إبان الجهاد ضد الغزو السوفياتي لأفغانستان.

### عبد علي نصيف (۱۰۰۰ – ۱۹۹۳ه = ۰۰۰ – ۱۹۹۳م)

باحث في التدريب والرياضة. من السدة الهندية بالعراق.

له كتب مطبوعة، مثل: أصول التدريب/هاره ديترش (ترجمة)، البيوميكانيك، التدريب القوة (بالمشاركة)، تطوير المطاولة (بالمشاركة)، الخطة الحديثة في إخراج درس التربية الرياضية، طرق الإحصاء في التربية الرياضية/ رودي شتهر (ترجمة بالمشاركة)، علم التدريب الرياضي للمرحلة الرابعة. وله غير هذا من المؤلفات ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).

### عبدالعليم إبراهيم (٠٠٠ - بعد ١٣٨٩هـ = ٠٠٠ - بعد ١٩٦٩م)

أديب نحوى.

من مصر، عميد تفتيش اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم. له كتابات في فنون من اللغة.

من تآليفه: تيسير الإعلال والإبدال، الإملاء والترقيم في الكتابة العربية، الطرق الفنية الخاصة بتدريس الخط العربي (مع آخرين)، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية، صفوة العروض، النحو الوظيفي<sup>(1)</sup>.



(٣) معجم المولفين والكتاب العراقيين ٨١/٥. (٤) ولعل اسمه الثلاثي هو: «عبدالعليم إبراهيم محمد» كما كتب على كتاب «الطرق الفنية...».

### عبدالعليم زنكي = عبدالحليم بن أحمد زنكي

### عبدالعليم صافي (١٣٣٦ - ١٤٢٦ه = ١٩١٧ - ٢٠٠٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

### عبدالعليم عبدالرحمن خضر (١٣٥٩ - ١٤١٧ه = ١٩٤٠ - ١٩٩٧م) عالم جغرافي، باحث علمي إسلامي.



ولد في قرية سنتريس بمحافظة المنوفية في مصر، حصل على الدكتوراه في العلوم الجغرافية، ودبلوم في الجغرافيا التربوية بعد الدكتوراه من لندن، وزمالة الجغرافيين الملكية منها أيضًا، عضو بالجمعية الجغرافية الأمريكية، درَّس الجغرافيا في عدد من الجامعات الأوروبية والعربية، وعمل قبل وفاته رئيسًا لقسم الجغرافية بكلية العلوم العربية والاجتماعية بفرع جامعة الإمام في القصيم بالسعودية، حتى عام ٤٠٤ هـ، وكان يجيد عددًا من اللغات، عميقًا في دراساته وبحوثه التي تربط بين الدين والعلم، وبين الإيمان والظواهر الجغرافية، مطلعًا ومثقفًا عاليًا. عولج في فرنسا من كبده، ومات في ٢٢ ذي القعدة، ٣٠ آذار (مارس). رحمه الله.

أد مد الله تنابع أمريا إلى نوارك عمادٍ ممانجة وعاماً ﴿ فَهُونَهُ مَوْلُهُ إِنَّهُ تَسْإِلُونِي وَمُمَّ النَّصِيرِ ﴾ دارخار ١٩١٨ عباليليم فهر عاليليم فهر

عبدالعليم خضر (خطه)

ومن مؤلفاته المطبوعة التي وقفت عليها: هندسة النظام الكوبي في القرآن الكريم، الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن، الإنسان في الكون بين القرآن والعلم، المسلمون وعلم Ardity problems in الجغرافيا، maurtania، صيغة مقترحة للتكامل الاقتصادي بين بلدان العالم الإسلامي، المسلمون وكتابة التاريخ، مفاهيم جغرافية في القصص القرآنى: قصة ذي القرنين، الماء والحياة بين العلم والقرآن، الطبيعيات والإعجاز العلمي للقرآن الكريم، الدعوة إلى الإسلام وتحديات الإعلام المعاصر، التطور العمراني لمدينة القدس: دراسة في جغرافية المدن، المسلمون وعلم الجغرافيا، أسس المفاهيم الاقتصادية في الإسلام، الزلزال الكويي الأعظم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم، المسلمون وكتابة التاريخ: دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التاريخ، تكنولوجيا الفضاء الكوبي والإعجاز العلمي للقرآن، الإعلام الغربي والمؤامرة على الإسلام في إفريقيا، الاستنساخ والإعصار الكوبي القادم في الهندسة الوراثية. وله غير هذه الكتب أوردتما له في (تكملة معجم المؤلفين) (١).

# عبدالعليم بن عبدالرحمن السعدي (١٣٦١ - ١٩٤١ه = ١٩٤٢ - ٢٠١٠م) عالم مشارك.



(١) وترجمته من كتابه الأخير.

من هيت بالعراق. حاصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة بغداد. عالم بارز، رئيس رابطة العلماء بالأنبار، مفتي الأنبار، خطيب وإمام جامع عبدالسلام عارف. قتله مسلحون في هجوم على منزله وسط مدينة الرمادي مستخدمين مسدسات مزودة بكواتم صوت، يوم الجمعة مساء ، ٢ رجب، ٢ تموز. وكان قد سبق اعتقال القوات الأمريكية له ولابن أسامة.

وله تصانيف عديدة، منها: آدابك أيها المسلم، أبو القاسم الطبراني ومروياته التاريخية في كتاب «المعجم الكبير» (دكتوراه)، الإسلام وتنظيم المرور، تسهيل القواعد النحوية في شرح متن الآجرومية، حجك أيها المسلم، دماؤك أيها المسلم، زكاتك أيها المسلم، الصحابي عبدالله بن عمر ومروياته في الكتب الستة (ماجستير معهد التاريخ العربي)، صلاتك أيها المسلم، عقيدتك أيها المسلم، صيامك أيها المسلم، طهارتك أيها المسلم، المسلم، طهارتك أيها المسلم،

### عبدالعليم محمد القباني (۱۳۳۷ - ۱۶۲۲هه؟ = ۱۹۱۸ - ۲۰۰۱م) شاعر، من الأدباء الكُتَّاب.



ولد في مطوبس بمحافظة كفر الشيخ في مصر. درس الإعدادية في الإسكندرية وطالع الكتب، عمل خياطًا - لذلك عُدً من الشعراء الحرفيين - ثم موظفًا في جامعة (٢) مؤلفاته من معجم المؤلفين والكتاب العراقين م٨٢/٥.

الإسكندرية، ثم مصححًا ومحررًا بمجلة (أمواج). عضو في اتحاد كتاب مصر، ومحلس الثقافة، ولجنة التراث، وهيئة الفنون عدة جوائز آخرها جائزة البابطين للإبداع

علت لى تما تلاقسنا على شط البوره فى ساءً رائع اثفتنة بوفور السراء كل ما عادلت أمد أناه! لاأذكر غيره باعبببالبسم الدهر كنا متعالى تعتنم زهر الني لله تقل لی نی ند سوعدنا شحد لاثملك الا بومثأ

تعلت باربة المعرم وبادنيا ضالح والتى في الصبح أرعوها وني سرى الليالي أصحيح رمد لى دوي وأصفى لسؤالى ؟

#### عبدالعليم القباني (خطه)

وصدر في شعره كتاب: شعر عبدالعليم من دواوينه الشعرية: أشعار قومية، لله وللرسول، ثورة الرماد، قصائد من حديقة الحيوان (للأطفال)، قوس قزح (مسرحية شعرية)، الثورة العرابية (مسرحية شعرية). وله كتب في الأدب والنقد، منها: فخري أبو السعود ١٩١٠. ١٩٤٠م: حياته وشعره مع ملامح من عصره، محمود بيرم التونسي ۱۸۹۳ - ۱۹۶۱، طه حسین في الضحى من شبابه ١٩٠٨ - ١٩١٣، رواد الشعر السكندري في العصر الحديث، نشأة الصحافة العربية بالإسكندرية ١٨٧٣ - ١٨٨٢م، مع الشعراء أصحاب الحرف، موقف شوقى والشعراء المصريين من الخلافة العثمانية. وله دواوين ومؤلفات أحرى

والآداب بالإسكندرية. شارك في مئات الندوات داخل مصر وخارجها، ونشر شعره في صحف ومجلات أدبية، حصَّل

القبانى: دراسة فنية/ أمل سعد على. ذُكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالعليم أبو النجا عيسي (۲۳۳۱ - ۲۱۶۱a = ۱۲۲۰ - ۱۲۴۲م)



ولادته في كفر المياسرة التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط. حصل على إجازة من كلية اللغة العربية، وتخصُّص في التربية وعلم النفس. درَّس اللغة العربية، وأصبح موجهًا عامًا للغة بوزارة التربية. وعَّد من رموز المدرسة التقليدية في الشعر العربي المعاصر، ومن المدافعين عن أصالتها. وكان ذا ثقافة علمية، وفلسفة لأغراض الحياة، وسبر المفاهيم والأشياء، ولكنه كان قويًا في إيمانه وتسليمه وتفويضه لله تعالى. ومات ولم يتزوج، في ٨ جمادي الأولى، ٣٠ أغسطس.

### " قريني " عبالعليم عليى "

ذكراشاعرالغرب لياليه \* وسماره مسر إدُّهبا ب كم تغن على ابنية البنيل نشدان .. دونفسه كوف الرغاب وسرى فوورجسسرها يحسّب النجم .. يناج لأسررخلف لحجاب إنها قريتي التي تضفرالشعر

وترخى المنديل فى أعجاب

#### عبدالعليم عيسى (خطه)

وكُتب في شعره: عبدالعليم عيسى شاعرًا/ أحمد أحمد جاد (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر، ١٤١٠هـ).

له خمسة دواوين شعرية هي: ألحان ملتهبة، لهذا أنا أحيا، للحياة أغني، بعض نفسي، مسافر بلا زاد، وحقق ديوان الحيس للشاعر راشد بن خميس العماني.

وفقد مجموعة من أشعاره غير المنشورة

تأتى في دواوين عدة، وترك مجموعة ثالثة تزيد على ما سبق كله، وقبيل رحيله صدرت المجموعة الأولى من أعماله الشعرية الكاملة<sup>(٢)</sup>.

### عبدالغفار إبراهيم صالح (... - 7731 = ... - 1.79)

أستاذ الشريعة الإسلامية.

من مصر. حصل على الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر سنة ١٣٩٢ه، ثم كان أستاذ الشريعة الإسلامية وعميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، وأشرف على رسائل جامعية بالمعهد العالى للقضاء في الرياض، فلعله درَّس هناك أيضًا. مات في الأسبوع الأول من شهر ذي القعدة،

وله مؤلفات قيمة، منها: أحكام الميراث والوصية والوقف في الفقه الإسلامي مع بيان ما يجري عليه العمل في المحاكم المصرية والسودانية، الإفلاس في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة (أصله دكتوراه)، محاضرات في تاريخ التشريع الإسلامي - المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة، جناية الأصول على الفروع وأحكامها في الفقه الإسلامي، الرجعة في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة مع بيان ما يجري عليه العمل في المحاكم المصرية والسودانية، العدالة في الشهود في الفقه الإسلامي.

### عبدالغفار حسن الرحماني (1771 - A731a = 7191 - V. . 79)

ولد ببلدة رهتك في بنجاب الشرقية،

(٢) المحتمع ع٢٤٢٠ (١/٤) هـ) ص٥٦، الحركة العلمية في الأزهر ٢١٥/٣، معجم البابطين لشعراء العرب المعاصرين ٢٦٠/٣، الفيصل ع٢٦٤ ص١١٣، الموسوعة العربية الميسرة ١٦٠٦/٣.

درس في دار الحديث الرحمانية بدلحي، وفي جامعة لكهنؤ، وجامعة بنجاب، كما درس الطبّ العربي. درَّس في الجامعة الإسلامية بالمدينة الطبية، وجامعة تعليمات إسلامية بفيصل آباد، وعمل مديرًا للتعليم بحا، وكان عضو مجلس الفكر الإسلامي للحكومة الباكستانية بطلب من الجنرال ضياء الحق رئيس باكستان. له شيوخ وتلامذة، ومقالات منشورة في عدد من المجلات والإسلامية باللغة الأردية والعربية، وأكثر من عشرة كتب باللغة الأردية (العربية).

**عبدالغفار حسن مكاوي** (۱۳۲۸ – ۱۶۳۱ه = ۱۹۳۰ – ۲۰۱۲م) كاتب أدبي فلسفي مترجم.



من مواليد محافظة الدقهلية بمصر، حاصل على الدكتوراه في الفلسفة والأدب الألماني منذ عام ١٣٨٢هـ (١٩٦٢م) من جامعة فرايبورج، عمل في قسم الفهارس الأجنبية بدار الكتب المصرية، وأستاذًا بقسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وبجامعتي صنعاء والكويت، له إنتاج أدبي غزير، فقد كتب مقالات وقصصًا ونقدًا، وترجم من وإلى العربية والألمانية، وخاصة النظريات الفلسفية والمسرحيات، وحاز حائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية في الأدب. توفي يوم الاثنين ١١ صفر، ٢٤ دسمم.

كتبه: الإسلام شريكًا: دراسة عن الإسلام والمسلمين/ فريتس شتيبات (ترجمة)،

تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق/ أمانويل كانت (ترجمة وتعليق)، البلد البعيد: دراسات في أدب جوته وشيلر وبوشنر وبرخت وفنكلمان وغيرهم، التعبيرية في الشعر والقصة والمسرح، ثورة الشعر الحديث من بودلير إلى العصر الحديث (٢ج)، جذور الاستبداد: قراءة في أدب قديم، سافو: شاعر الحبّ والجمال عند اليونان، فلسفة العلو/ وولفجانج ستروف (ترجمة)، قصائد من برتولت برخت (ترجمة)، قصيدة وصورة: الشعر والتصوير عبر العصور، المسرح الملحمي، المنقذ: قراءة لقلب أفلاطون، نداء الحقيقة مع ثلاثة نصوص عن الحقيقة لهيدجر، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، هلدرلين. ومؤلفات وترجمات غيرها في (تكملة معجم المؤلفين) (٢).

عبدالغفار بن حسين الحبوبي (١٣٣٧ - ١٩١٨هـ = ١٩١٨)

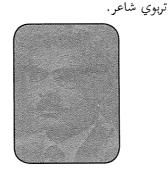

من مدينة النجف. تخرَّج في دار المعلمين العالية ببغداد، ودرَّس في العراق والسعودية، أشاد في شعره بالمرأة «الثائرة»!

وله مؤلفات، منها: ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي (صححه وترجم لأعلامه ورتبه)، المنهل في الأدب العربي (بالمشاركة)، هؤلاء في مرايا هؤلاء (ج٧)، محمد سعيد الحبوبي شاعرًا وفقيهًا ومجاهدًا (خ)، لست

(۲) بحلة الرافد ع ۱۷۹ (يوليو ۲۰۱۲م)، موقع نوارس أدبية ۲۰۱۱/۱/۱ وإضافات.

شاعرًا (شعر.خ). إضافة إلى عدد من الكتب التربوية (٢٠).

عبدالغفار الدروبي = عبدالغفار عبدالفتاح الدروبي

عبدالغفار عبدالفتاح الدروبي (۱۳۳۸ - ۱۶۳۰هـ = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۹م)



من حمص بسورية، ودرس على علمائها، فحفظ القرآن الكريم، وأخذ عن الشيخ عبدالعزيز عيون السود القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدُّرة، ومن شيوخه إمامًا في المساجد بقرى حمص، ومدرسًا للعلوم الدينية في دار العلوم بحمص، ثم في للعهد العربي الإسلامي، ثم المعهد العلمي الشرعي، فإمامًا لمسجد خالد بن الوليد، انتقل إلى مكة المكرمة سنة ١٠١١ه ودرَّس القرآن والقراءات بجامعة القرى حتى عام القرآن والقراءات بجامعة القرى حتى عام شهر محرم (١٠).

عبدالغفار عفيفي الدلاش (۱۳۲۷ - ۱۲۲۶ه = ۱۹۲۹ - ۲۰۰۳م) من علماء الأزهر، شاعر إسلامي.

(٣) موسوعة أعلام العراق ٢٤٤/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٨٤/٥، معجم البابطين لشعراء العربية. (٤) مما كتبه فؤاد طرابلسي في منتدى الأنساب والعائلات الشامية (محرم ١٤٣٠هـ)، رابطة أدباء الشام (إثر وفاته). وصورته من منتدى الغوثاني.



ولد في الباجور بمحافظة المنوفية، تخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر, ونال العالمية وإجازة التدريس من كلية اللغة العربية، ثم عمل إماماً وخطيباً ومدرساً بوزارة الأوقاف منذ عام ١٣٧٨هـ، وأوفدته الوزارة إلى ليبيا, وفولتا العليا, وفرنسا, واليونان. كما عمل معداً للبرامج الدينية والأدبية بالإذاعة نحو سبع سنوات. ومات في ٣ ربيع الأول، ٣ حزيران (يونيه). وفي شعره كتب محمود حسين عطية رسالة ماجستير بعنوان: الاتجاهات الموضوعية والفنية في شعر عبدالغفار عفيفي الدلاش (جامعة الأزهر بالزقازيق، ٤٢٤ هـ). له مسرحية: شهداء الحرية.

عبدالغفار علي عودة (١٣٥٩ - ١٤٢٠هـ = ١٩٤٠ - ٢٠٠٣م)

ومن دواوينه الشعرية: فلسفة الحياة، موكب

وذكر ابنه (عصام) في رسالة إلى ولدي

الزبير، أن أباه نظم أكثر من (٢٠)

النور، المنار، رائد النور، مع الله.

ديوانًا(١).



(١) الأدب الإسلامي ع٨٦ (١٤٢٤هـ) ص١٠٣، معجم البابطين للشعراء العرب

من شربين بالدقهلية. تخرج في معهد الفنون، درس فنَّ الإخراج في الجحر. عمل ممثلًا ومخرجًا في المسرح القومي، نقيب الممثلين، رئيس قطاع البيت الفني للفنون الشعبية، مؤسِّس ومدير عام المسرح المتجول، مستشار وزير الثقافة، وكيل أول للوزارة، ودرَّس في المعهد العالى للفنون المسرحية. عمل نحو (٤٠) سنة في المسرح، قدَّم نحو (٥٠) مسرحية، والعديد من المسلسلات التلفزيونية. حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. مات في ۲۲ ذي الحجة، ۲۳ فيراير(۲).

عبدالغفار محمد أحمد (V371 - . 731a = P7P1 - P . . 79) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالغفار محمد عزيز الشافعي (۰۰۰ - نحو ۲۶۱ه؟ = ۰۰۰ - نحو ۲۰۰۲م؟) عالم وداعية أزهري.

من مصر. حاز درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام ١٣٩٢هـ. ثم عمل أستاذًا بالجامعة نفسها، وأشرف فيها على رسائل علمية، ولعله عمل أستاذًا في جامعة الإمام بالرياض أيضًا.

وقد قدِّمت في جهوده الدعوية رسالة ماجستير بعنوان: الدكتور عبدالغفار عزيز: حياته وجهوده في الدعوة إلى الله تعالى/ فارس فرج عبدالكريم (جامعة الأزهر، ٢٢٤١ه).

أرسل رسالة إلى الرئيس المصري حسني مبارك فيها نصائح إصلاحية وتوجيهات للحاكم، جعل عنوانها: من أزهري معمّم إلى رئيس الجمهورية.

قلت: له كتاب بعنوان: من شيخ معمَّم إلى

(۲) الحياة ٢٠٠٣/٢٢/ البيان ٢٠٠٢/٢٤ هـ، الأهرام ع٤٢٤٤٨ (١٤٢٣/١٢/٢٣)، أهل الفن

حاكم مسلم.

وله أيضًا: الدعوة الإسلامية بين التنظيم الحكومي والتشريع.

وعنوان رسالته في الدكتوراه: العلاقة بين الدعوة والدولة في القرن الأول الهجري.

عبدالغفار بن محمد مهدي الأنصاري (۱۳۳۳ - بعد ۱۹۱۹ه = ۱۹۱۶ - بعد ۱۳۳۳) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالغفار نصر (· · · - ٨٢٤ ٢ a = · · · - V · · ٢ q) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالغفور محمد طه القيسي (0V71 - A731a = 00P1 - V. + 79) باحث وناشط إسلامي.



ولد في قضاء بعقوبة بالعراق. درس العلوم الشرعية على العلماء، منهم المفتى عبدالكريم المدرس، وجمال شاكر، وطاهر البرزنجي. وحصل على الماجستير والدكتوراه من كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد، ثم كان أستاذًا في كلية الإمام الأعظم، فعميدًا لها، فأستاذًا للشريعة في كلية القانون بجامعة ديالي. وعمل إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف، وعضوًا في الجلس العلمي بالوزارة. وأسَّس ثانوية الإمام أبي حنيفة الإسلامية في بعقوبة وأدارها، كما أسَّس جمعية الآداب الإسلامية في ديالي ورأسها. أشرف على رسائل علمية عديدة وناقشها، ورأس تحرير

(دکتوراه)<sup>(۱)</sup>.

بحلة (الخطيب) الصادرة عن كلية الإمام الأعظم، وشارك في مؤتمرات وندوات علمية داخل وخارج العراق. اعتقل من قبل قوات الاحتلال الأمريكي وأُفرج عنه بعد عدة شهور، ثم اختطف وقتل في بعقوبة في يوم السبت ٢٠ ربيع الأول، ٧ نيسان، وقد شوهدت جثته وعليها آثار التعذيب. طبعت رسالتاه العلميتان: العلم والعلماء في القرآن الكريم (ماجستير)، آيات الزمن في القرآن الكريم: دراسة تحليلية وموضوعية

عبدالغفور محمود مصطفی (۰۰۰ - ۲۰۰۹ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۶م) باحث في علوم القرآن.



حفظ القرآن الكريم على والده مجودًا بقرية ميت العطار، بمحافظة القليوبية، وحصل على الدكتوراه من الأزهر في التفسير وعلوم القرآن عام ١٣٩٧ه، ثم عمل أستاذًا في قسم التفسير بالأزهر، وفي العديد من الجامعات العربية والعالمية، وأشرف على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه، ورَّس موادً القراءات بكلية القرآن الكريم في طنطا عدة سنوات، وكانت له برامج في إذاعة القرآن الكريم، منها برنامج «قراء في إذاعة القرآن الكريم، منها برنامج «قراء وقراءات» و «كتاب مكنون»، و «أئمة وقراءات» و «بريد الإسلام» للردّ على التفسير»، و «بريد الإسلام» للردّ على أسئلة المستمعين. ومات في شهر شعبان،

(١) ترجمته من كتابه (آيات الزمن)، ونعيه إثر مقتله في موقع هيئة علماء المسلمين في العراق.

أيلول (سبتمبر).

شارك في «موسوعة المفاهيم الإسلامية»، و«الموسوعة القرآنية المتخصصة» لوزارة الأوقاف.

ومن مؤلفاته: علوم القرآن ومناهج المفسرين، أضواء على سورتي النحل والحج، التفسير والمفسرون في آسيا وشبه القارة الهندية، القراءات: دراسات عنها وتحقيقات (رسالته في الدكتوراه)، التفسير سورة المفسرون في ثوبه الجديد، تفسير سورة الرحمن والصافات والأحزاب، بحوث قرآنية، المدخل إلى فنّ الأداء في التجويد، القرآن والقراءات والأحرف السبعة(٢).

## عبدالغفور مصطفى = عبدالغفور محمود مصطفى

عبدالغني بسيوني عبدالله (٠٠٠ - ١٤٣٢ه = ٠٠٠ - ٢٠١١م) حقوقي أكاديمي.

من مصر. أستاذ بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، رئيس قسم القانون العام في الكلية وفي جامعة بيروت العربية. توفي يوم الأحد ١٢ شوال، ١١ سبتمبر.

من كتبه المطبوعة: أشواك على الطريق: قصة طويلة واقعية، التفويض في السلطة الإدارية: بحث مقارن في الأسس القانونية، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، القانون الدستوري: المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظام الدستوري المساواة أمام القضاء الإداري اللبناني، مبدأ النظم السياسية: أسس التنظيم السياسي، النظم السياسية والقانون الدستوري، ولاية النظم السياسية والقانون الدستوري، ولاية القضاء الإداري على أعمال الإدارة: قضاء الإلغاء، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، القضاء الإداري.

وبحلس شورى الدولة، أصول علم الإدارة العامة، القضاء الإداري. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين).



عبدالغني البشتي ( ۱۳۲۷ - ۱۹۱۸ هـ = ۱۹۰۹ - ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالغني حسن الخِضْري (١٣٢٣. ١٩٧٦هـ = ١٩٧٦ - ١٩٧٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالغني الخليلي (۱۳۲۶ - ۱۹۲۳ه = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالغني درويش سلامة (۱۳۳۰ - ۱۶۰۳ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۳م) تربوي شاعر.

ولد في قرية شبرا النملة التابعة لمدينة طنطا، حصل على دبلوم المعلمين الراقية، ودرَّس، ثم كان رئيسًا لأقسام التعليم الابتدائي بدسوق وقلين وفوه، ثم مديرًا للعلاقات العامة بمحافظة كفر الشيخ، وكان صديقًا لكثير من أعلام عصره، وشارك يوسف السباعي وروحية القليني وغيرهما في الحركة الثقافية والشعرية بالمنطقة، ولُقِّب بشاعر الأهرام، وحصًل جوائز، ومات في كفر الشيخ.

وله كتب، منها: ميزان الشعر، موسيقي

الشعر، العلاقات العامة، علم وفن، الظلال (شعر)، عودة الظلال (شعر)(١٠).

عبدالغني الدقر = عبدالغني بن محمد علي...

عبدالغني الدلي (۱۳۳۱ - ۱۳۶۱ه = ۱۹۱۳ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالغني سكيرج (١٣٣٦ - ١٤١٧هـ = ١٩١٧ - ١٩٩٧م) شاعر وطني.



من مدينة فاس. تلقى علومه بجامعة القرويين في المجال الأدبي، ودخل سلك التعليم. نشر شعره في مختلف الجرائد والمجلات الوطنية. حصل على جائزة تشجيع من وزارة التهذيب الوطني. ومات يوم الخميس ١٨ شوال، ٢٥ فبراير. و كتب على قبره بيتان ختم بمما ديوانه «حب الحصيد» هما:

قيل لي ما الذي جمسعت ليوم فيه كل بما لديه رهينُ قلت عندي في الله ظني، وحسبي أنه لا يخيب فيه الظنونُ

له ديوان: حبُّ الحصيد. مؤلفاته الأخرى: هؤلاء عرفتهم، تجربتي الشعرية، معركة الوطنية (٢).

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

(٢) معلمة المغرب ٥٠٥٣/١٥، معجم البابطين ٢٣٦/٣.

عبدالغني سكيرج (خطه)

عبدالغني شيخ أحمد آدم (۱۳٤٩ - ۱۶۲۸ هـ = ۱۹۲۹ - ۲۰۰۷م) داعية قيادي وزير.



ولد في محافظة بكول غرب مدينة مقديشو عاصمة الصومال، تعلم الفقه الشافعي واللغة على والده الذي كان عالمًا معروفًا. ثم رحل إلى مدن صومالية للتزوُّد من العلوم، واستقرَّ بمقديشو، ثم درس الشريعة في الأزهر. وتعرَّف هناك على دعوة الإخوان المسلمين، وحضر دروسهم، فانتظم في صفوفهم، عاد إلى الصومال ليبشِّر بالدعوة ويدعو إليها، فكسب الكثير منهم في صفوفها، وشارك إحوانه في قتال العدو وإخراجه من أرض الصومال المسلمة. درَّس في معهد إعداد المعلمين، ثم التحق بسلك القضاء، وصار مستشارًا في المحكمة العليا وأدخل فيه تعديلات جوهرية لأسلمته، بعد أن كان تأثر بقوانين العدو المحتل. وأسَّس مع إخوانه «جمعية نمضة العلماء»، وانتخب هو رئيسًا لها، وكان يُراد منها أن تكون قاعدة لعمل إخواني منظّم وله صبغة

علنية، فأقاموا الندوات والمحاضرات في المساجد والمدارس والمنتديات والجامعة، حتى الانقلاب العسكري سنة ١٣٨٩هـ الذي حلً الأحزاب. وفي أوائل الانقلاب أراد القائمون به أن يجمّلوا

صورتهم لدى الشعب، فعيَّنوا محموعة من الوزراء ذوي السمعة الحسنة، من بينهم المترجم له، الذي عُين وزيرًا للعدل والشؤون الإسلامية، واصطدم مع محمد سياد بري (رئيس الانقلاب) عدة مرات، الذي كان ذا توجُّه شيوعي. ثم أعفى من منصبه، و كان حجر عثرة أمام مشاريع الانقلابيين، ومنها تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي أجبر الشعب عليه بعد إقالة المترجم له. وقد اعتقل وأودع سجنًا انفراديًا لثلاث سنوات، وأفرج عنه بعد ضغوط شعبية، ثم غادر البلد خفية ووصل إلى الكويت، وعُيِّن باحثًا علميًا في الموسوعة الفقهية، وكتب عشرات البحوث الفقهية، وأسهم في نشاط لجان علمية. وكان ذا نُحلق فاضل، متواضعًا، غيورًا على الإسلام، عاملًا دؤوبًا في نشر الدعوة الإسلامية، والوفاء لإخوانه وأساتذته. أن وافته المنية بالكويت يوم الجمعة ٤ شعبان، ١٧ آب (أغسطس).



عبدالغني شيخ أحمد كتب عشرات البحوث للموسوعة الفقهية

وترك وراءه حركة إسلامية عملاقة انتشرت في ربوع القرن الإفريقي، كان هو من روَّادها الأوائل، ومؤسِّسيها الأفاضل. رحمه الله(١).



عبدالغنى شيخ أحمد رائد دعوة الإخوان المسلمين في الصومال

عبدالغني صالح حمادة (۱۳۱۲ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۸۴ – ۱۹۸۰م)



ولد في مدينة إدلب بسورية. أخذ العلوم الشرعية من علماء حلب ومدارسها، مثل كامل الغزي وسعيد الإدلبي، ثم من دمشق مثل بدر الدين الحسني، وأجازه بالإفتاء والحديث، وكان متفرغًا للعلم، حيث ترك له والده تروة كبيرة، فأحدث مدرسة شرعية أهلية في مدينته، ومن أولاده الدكتور ماهر

قال صاحب «معجم المؤلفين السوريين»: طبع جميع مؤلفاته في مطابع حلب، وقد بلغ عددها حتى نهاية ١٩٧١م (٣٤ مؤلفًا)، عدا نشرات طبعها في حلب، نحو ثمانين نشرة.

وإليك أسماء بعض المؤلفات: عظمة محمد صلى الله عليه وسلم ومحاسنه

(١) مما كتبه المستشار عبدالله عقيل في مجلة المحتمع ع٢٣٨١ (١٦١١/٩٠٠٢م).

الشريفة (٢ج)، صحح صلاتك، الآداب الدينية، روضة الإسلام، أحكام الصيام وفضائل رمضان وحكم قراءة القرآن في الراديو، الديانة: محاسنها...، الأخلاق الإسلامية، الأحاديث النبوية، تاريخ مكة المكرمة، خلاصة الفرائض من مذهب الإمام أبي حنيفة، من محاسن محمد صلى الله عليه وسلم، تعاليم الإسلام في الفقه الشافعي، الذاخر في أهوال اليوم الآخر، الحقيقة الإسلامية في الرد على الوهابية. وله غير هذه المؤلفات في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

عبدالغنى عبدالرحمن العلواني  $(1371 - \tilde{P}P71\alpha = 77P1 - PV\tilde{P}19)$ (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالغني بن عثمان مشرف (m. 1 - VP 1 (a = 0 ) / ( ) - VVP ( ) قاض، مدرس العلوم الشرعية.



ولد في المدينة المنورة. نقل العلم من حلقات المسجد النبوي الشريف حتى أجيز بالتدريس فيه، وكان تركيزه على الفقه والأحكام الشرعية. رحل بأسرته من المدينة بعد أن حول الحاكم العسكري العثماني فخر الدين باشا المدينة إلى ثكنة عسكرية

(٢) معجم المؤلفين السوريين ص١٤٦، أعلام وأدباء من محافظة إدلب ص٣٥.

لمواجهة الأشراف، وسكن منطقة ينبع ليعيَّن مدرسًا للعلوم الدينية في المدرسة الوحيدة هناك، ثم عُيِّن قاضيًا بها. وعاد إلى المدينة المنورة عام ١٣٥٨ه مدرسًا في حلقة علمية بالمسجد النبوي، ثم درَّس في مدرسة النجاح الأهلية، ثم عين قاضيًا لمحكمة مدينة ضباء حتى عام ١٣٨٨هـ. وكان على جانب كبير من العبادة والزهد، حافظًا للقرآن الكريم. له من الكتب: هداية الفارض في علم الفرائض (نشر)، علم الفقه (لم ينشر) (١).

### عبدالغنى العطري = عبدالغنى محمد العطري

## عبدالغني علي أحمد (۱۳۵۰ - ۱۳۹۷ه = ۱۹۳۱ - ۱۹۷۷م)

وزير سياسي حزبي.

ولد في قرية الزبية التابعة لبلدة الأعروق في محافظة تعز، انتقل مع أسرته إلى عدن. تخرج في كلية الحقوق بالقاهرة، حصل على الماجستير في الاقتصاد من أمريكا، وزير الاقتصاد، فالإعلام، رئيس لجنة السلم اليمنية، ثم لجنة السلم والتضامن، التي جمد نشاطها من بعد. وقد انضم إلى حركة اليسار المصري. وشارك في تنظيم (اتحاد الشبيبة الديمقراطية اليمنية)، وفي تنظيم (الاتحاد الشعبي الثوري)، وحزب (الشعب الديمقراطي)، وانتخب سكرتيرًا له. شارك في التحضير للثورة الجمهورية عام ١٣٨٢ه، وشارك في عدد من مؤتمراتها، وبعد الانقلاب الذي قاده القاضى عبدالرحمن الإرياني رحل إلى القاهرة لاجعًا سياسيًا، ثم عاد فاستقرَّ في تعز، حتى مات في ۱۹ شوال، ۲ أكتوبر.

(٣) طيبة وذكريات الأحبة ٧٦/٢، أعلام من أرض النبوة



### عبدالغني علي أحمد سكرتير حزب الشعب الديمقراطي

صدر فيه كتاب: سيرة مناضل حكيم: عبدالغني على أحمد ناجي/ سلطان أحمد زيد(١).

### عبدالغني عوض الراجحي (۱۳۳۲ – ۱۶۰۸ هـ = ۱۹۱۳ – ۱۹۸۸م)

أستاذ جامعي عالم.

من محافظة الدقهلية بمصر. تخرج في جامعة الأزهر، درَّس فيها وفي كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، ثم في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وفي ليبيا والسودان. وكان عضوًا في المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفي لجنة الترقية بالمجلس الأعلى للجامعات.

من تصانيفه: آدم عليه السلام كما تحدث القرآن الكريم: مع مقدمة في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، الإسلام ومنهجه في الاقتصاد والادخار، التجارة في ضوء القرآن والسنة، الشمس والقمر من منظور الفكر الإسلامي، العلم والإيمان في بناء الأمم والمحتمعات، القرآن والعلم، موسى والعبد الصالح من خلال سورة الكهف، الإسلام أنصف المرأة (٢).

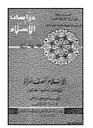

(۱) الحكمة (اليمن) ع۲۲۲ ص۲۹۹ (وفيه أن توفي ۱۲ نوفمبر)، موسوعة الأعلام للشميري.

 (٢) معجم الشعراء من العصر الجاهلي ١٩٨/٣، مع إضافات وتعديلات.

عبدالغني أبو العينين (۱۳۲۸ – ۱۲۱۸ه = ۱۹۲۹ – ۱۹۹۸م) صحفی، فنان تشکیلی.



من مصر. حاصل على إجازة في الفنون، مدير تحرير مدير تحرير روز الفنون الشعبية، مدير تحرير روز اليوسف، وصباح الخير، وصحيفة الاشتراكي. مستشار فني لمؤسسة دار التحرير. شارك في إنشاء مجلة «الغد»، وفي تطوير الملابس الشعبية للمسرح. مات في شهر نيسان (أبريل)<sup>(7)</sup>.

### عبدالغني قنوت (۱۳۶۱ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۱م) سياسي، ضابط عسكري.



ولد في حماة. التحق بالكلية الحربية في حمص. تدرب على مختلف الأسلحة. تولى بعد تخرجه منصب آمر فصيل الخيالة. عُرف ضابطًا رئيسيًا في كتلة أكرم الحوراني الحموية، ثم أحد قادة التشكيل البعثي داخل الجيش. وكان أحد العناصر القيادية في «عصيان قطنا» المشهور، ثم أحد الضباط الذين حاؤوا للقاء الرئيس أحد الضباط الذين حاؤوا للقاء الرئيس (٢) موسوعة أعلام مصر ص ٢٠٠٠، روز اليوسف ص ٢٨٥٠.

عبدالناصر لمباحثته في قيام الوحدة بين مصر وسوريا. اختير وزيرًا للعمل والشؤون الاجتماعية بالإقليم الشمالي في الجمهورية العربية المتحدة. واستقال من الوزارة كبعثي عندما انسحب البعثيون من الحكم. ثم انفصل عن البعث مع تشكيل أكرم الحوراني في عهد الانفصال، ثم انفصل عن أكرم الحوراني في تشكيل «حركة الاشتراكيين العرب»، ودخل باسم هذه الحركة في الجبهة الوطنية التي شكلت بقيادة حافظ الأسد، واختير عضوًا في مجلس الشعب، ثم الأسد، واختير عضوًا في مجلس الشعب، ثم خليفاوي، واستمر فيها في وزارة عبدالرحمن خليفاوي، واستمر فيها في وزارة محمود الأيويي... مات في دمشق مساء ٨ ذي الحجة، ٣ آذار (مارس)(١٠).

### عبدالغني محمد جواد المطري (۱۳۳۰ - ۱۹۹۸ه - ۱۹۹۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالغني محمد عبدالخالق (۱۳۲٦ - ۱۶۰۳ ه = ۱۹۰۸ - ۱۹۸۳م) عالم جليل، باحث محقق.



ولد في القاهرة من أسرة علم ودين، والده أحد كبار علماء الأزهر، الذي عمل شيخًا لجامع السيدة نفيسة. حفظ القرآن الكريم في صغره، وحصَّل درجة الدكتوراه في أصول الفقه عام ١٣٥٩هد. درَّس العلوم الشرعية

(٤) موسوعة السياسة ٩٣٩/٣، الموسوعة الموجزة مج ٥ ص ٩٩، شخصيات سورية في القرن العشرين ص٧٠ (ق).

في الأزهر، وصار أستاذًا ورئيسًا لقسم أصول الفقه، وتخرَّج به الكثير من العلماء لمدة تربو على اثنين وأربعين عامًا. وقد أشرف في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في علوم الفقه وأصول الشريعة على ما يقرب من (٥٠٠) رسالة علمية وبحث في جامعة الأزهر وبعض أقسام الشريعة في الجامعات الأخرى لطلاب من مختلف بقاع المعمورة، وتسنَّم كثير منهم أعلى مناصب علمية. وكان عزوفًا عن المناصب الإدارية والرئاسية، مثل المشيخة والعمادة وما شابهها، وكان يراها مضيعة لوقت العالم الباحث والفقيه المدقق! شارك مع صفوة من العلماء في عمل (موسوعة الفقه الإسلامي) بالجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى جانب عضويته في لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية. درَّس في كلية الشريعة بجامعة الإمام في السعودية، وعمل أستاذًا زائرًا بجامعات كثيرة. وكان إلى جانب ثقافته الشرعية ذا ذوق رفيع وبلاغة عالية، يحفظ مختارات شعرية ونثرية لفرسان الفنّ قديمًا وحديثًا. مع رغبة في تحقيق التراث، وقدم ثابتة في معرفة تراجم الرجال والآثار، ويشجع طلابه على المزيد من خدمة التراث الإسلامي. وكانت له مكتبة فريدة تضم آلاف الكتب والمراجع في شتى العلوم والفنون، والدوريات القديمة والحديثة، واستفاد منها كثيرون من طلاب العلم وأهله. توفي بالقاهرة عشية الخميس ۱۸ شوال، ۲۸ يوليه.

وله من الآثار العلمية: آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (تحقيق)، الإمام البخاري وصحيحه، حجية السنة (أصله دكتوراه)، أحكام القرآن للإمام الشافعي (تحقيق)، السنة النبوية المشرفة، أصول الفقه لغير الحنفية (بالاشتراك)، الطب النبوي لابن قيم الجوزية (تحقيق)، محاضرات في أصول الفقه (طبعة خاصة بالطلاب)، مبادئ

كلامية (أعدها لدراسة بعض طلابه)، حجية الإجماع (بحث طويل أعد لطلاب الدراسات العليا بجامعة الإمام في الرياض)، أحكام الرضاع (بحث فقهي)، الكلام على حقيقة نكاح المتعة وبعض ما يتصل بذلك (بحث كبير)، مباحث أصولية (في الحكم والمحكوم عليه...)، منتهى الإرادات في جمع المتقيع مع التنقيح والزيادات لابن النجار (تحقيق) ٢مج(١).



عبدالغني محمد العطري (۱۳۳۸ - ۱۹۲۹ = ۱۹۱۹ - ۲۰۰۳م) کاتب ومحرر صحفي عريق، مهتم بالتراجم.



ولد في دمشق. أنهى تحصيله الثانوي في الحركات الكلية العلمية الوطنية، شارك في الحركات الوطنية أيام الاحتلال الفرنسي، عشق الأدب والصحافة منذ نعومة أظفاره،

(۱) وترجمته مقتبسة من مقدمة كتابه الأخير، التي
 كتبها تلميذه طه جابر العلواني، مجلة الأزهر (١٤١٧هـ)
 ص١٥٢٦، و(رمضان ١٤١٢هـ) ص١٠٥٧.

وقرأ مجموعة كبيرة من كتب الأدب العربي والعالمي. أصدر مجلة «الصباح» عام،١٣٦٠هـ (١٩٤١م)، وكتب فيها كبار الكُتَّاب بدمشق. عمل في جريدة «الأخبار»، وتولى رئاسة تحريرها. اشترى امتياز الجريدة اليومية «الوطن» وجعلها أسبوعية باسم «الدنيا». ثم أصدر سلسلة «كتاب الشهر» لعام واحد. كتب المقالات والقصص وقدم الأحاديث الإذاعية. وفي عام ١٣٨٣ه سافر إلى السعودية وعمل في وزارة الإعلام ناشطًا في الصحافة الأدبية، وعاد بعد سنتين ليعمل رئيسًا للمكتب الصحفى في سفارة السعودية بدمشق. صدمته سيارة في دمشق في مساء يوم الأحد ٢٢ ذي الحجة، الموافق ٢٣ شباط (فبراير) ومات.

شربه الولان الرالادب الدق الصاعد الاستاذ عبر ذو العن سع ها لص العتبة و احد العندان دم تحن ۱۸ البول / م عبد السراكات

عبدالغنى العطري (خطه)

من مؤلفاته التي صدرت: عبقريات شامية، عبقريات من بلادي، عبقريات وأعلام، عبقريات، أعلام ومبدعون، حديث العبقريات، قلب ونار (قصص)، أدبنا الضاحك، دفاع عن الضحك، اعترافات شامي عتيق، همسات قلب، بخلاء معاصرون.

وذكر له (تحت الطبع): عبقريات منسية، كتبتُ ذات يوم<sup>(۲)</sup>.

(٢) الموسوعة الموجزة ٥/٧٠، معجم الصحفيين في السعودية ٢١١/٦، أحاديث أدبية ص١٤٥، معجم المؤلفين السوريين ص٥٦، الثقافة (سورية) صفر ١٤٢٤هـ ص١٤٥، موسوعة أعلام سورية ٦٩٠٣، وترجم لنفسه في آخر كتابه «عبقريات وأعلام»، من هو في سورية ص٢١٥، من هم

عبدالغني بن محمد علي الدقر (١٣٣٥ - ١٤٢٣ه = ١٩١٧ - ٢٠٠٢م) عالم فقيه لغوي محقِّق.



ولد في دمشق. درس على والده وعلى عدد من الشيوخ، منهم أبو اليسر عابدين، ومحمود العطار، وغيرهما. مدير المعهد الشرعي، ثم مدير ثانوية السعادة. أستاذ العلوم العربية في كثير من الثانويات، درَّس الفتوى في ملاك الفتوى. رئيس تحرير مجلة فيها مقالات عن رحلته إلى تركيا)، عضو في الجمعية الغراء بدمشق. شارك في مقارعة في الجمعية الغراء بدمشق. شارك في مقارعة في سورية. وكان شافعي المذهب، نشر مقالات في مجلة المجمع العلمية والشرعية في سورية. وكان شافعي المذهب، نشر مقالات في مجلة المجمع العلمي، وجريدة الأيام، والشام، والمكتبة. مات في ١٥ شوال.

أثنى عليه صادق الحبنكة فقال شعرًا: صاحبته في دروس العلم ذا دأب

لقًاطُ لُؤلؤهِ، صيادُ سانحهِ يعنى بحفظ القوافي من شواهدهِ

ويعتني بمعاني غيير واضحهِ وإن تبدَّى له خُلْفٌ بمسألة

يحلُّ مشكلها أخلًا براجحهِ فيا له ألمعليا جلَّ مُلهِمُهِ أحاط بالفضل طرَّا من جوانحهِ

في العالم العربي (سورية) ص٤٣٠، الضاد (آذار ٢٠٠٣م) ص٦٦ و(نيسان ٢٠٠٣م) ص١٦، و(أيلول ٢٠٠٣م) ص٢١، و(آذاره٢٠٠م) ص١١، شخصيات سورية ص١١٢، الجلة العربية ع٣٣٠ ص٤٤. وخطه من كتاب:

أعلام العبقريات الشامية/ أيمن ذو الغني.

بالدشقين رالسلسل بالمصافة وغيرها سمنطام دسيي إلينغ بدا لدمه الحسني رحمالك وأحزت الأنجا لمذكر أنبغة بولغاتي بحكتاب سعج النحو مكتاب معجالتواعد وعيرها رأوصد بالتغرى والاستاني مه دعراته الصالحة ني ظهرالعيب رأوس بالتغرى والاستاني مه دعراته الصالحة ني ظهرالعيب

#### عبدالغني الدقر (خطه وتوقيعه)

ومما كتب فيه:

- غنيمة العمر بأسانيد الشيخ عبدالغني الدقر/ نور الدين طالب (وذكر أنه يقوم بإعداد ترجمة موسعة له).

- عبدالغني الدقر: النحوي الفقيه والمؤرخ الأديب/ إياد خالد الطباع.

ومن مؤلفاته القيمة: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعزّ بن عبدالسلام (تحقيق)، الإمام النووي: شيخ الإسلام والمسلمين عمدة الفقهاء والمحدِّثين، معجم القواعد العربية في النحو والتصريف وذيل بالإملاء، لحات من الكتاب والنبوة والحكمة، تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه للنووي (تحقيق وتعليق)، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، سفيان بن عيينة شيخ شيوخ مكة في عصره، معجم النحو، الإمام سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (تحقيق جزء ٧ منه)، فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: الفقه الشافعي، شرح كتاب شذور الذهب لابن هشام (تحقيق)، محاضرات في الدين والتاريخ والاجتماع، اعتزال الجاحظ، مختصر تفسير الخازن. وله كتب أخرى أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(١)</sup>.

### عبدالغني محمد قستي (۱۳۲۸ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۹ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) معجم المولفين السوريين ص١٩٢، الدعاة والدعوة الإسلامية المعاصرة ١٦٥/١، ١٩٢٢/٢، والكتاب الذي صدر فيه للطباع ص١٠٤، معجم المعاجم ١٨٠/٣، رجال لهم آثار ص ١٥١.

عبدالغني بن محمود الحامد (۱۳۳۱ - ۱۶۰۹ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالغني مرسي شعيب (۰۰۰ - ۱٤۲٤ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالغني مصطفى الطنطاوي (١٣٣٧ - ١٤٢٦ه = ١٩١٩ - ٢٠٠٥م) باحث رياضي منظّر.



من دمشق، شقيق العلامة «علي». حصل على الدكتوراه في التحليل الرياضي من كلية العلوم بجامعة القاهرة عام ١٣٧٢هـ، وكان قد أوفد إلى جامعة السوربون للدراسة هناك ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب الحرب العالمية الثانية. ودرَّس الرياضيات في جامعة العالمية الثانية في الجامعة الليبية، ثم في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، فجامعة الملك عبدالعزيز بجدَّة، وكان نابغة في تخصصه، عبدالعزيز بجدَّة، وكان نابغة في تخصصه، وصاحب نظريات فيه، مع استقامة ونزاهة، وشات على الحق، وزهد وتواضع، وإيثار للعزلة، وكرم، وكانت وفاته في شهر جمادى الآخرة، تموز (يوليو).

من كتبه: مبادئ التحليل الرياضي (٢ج). ورسالته في الماجستير: متسلسلات كثيرات الحدود.

وفي الدكتوراه: تمثيل الدوال المنتظمة بواسطة سلاسل كثيرات الحدود<sup>(۲)</sup>.

(٢) معجم المؤلفين السوريين ص٣٢٠، وأوراق دمشقية

### عبدالغني بن مطهّر بن عبده (۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ه؟ = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۳م) اقتصادي وزير.



من مواليد قرية الحباترة بعزلة الأعروق في محافظة تعز باليمن. تاجر في أديس أبابا، واتصل بحركة الأحرار، ثم عمل نائبًا لرئيس شركة الطيران، فكان ينقل المنشورات من عدن إلى تعز، وبعد الثورة تعيَّن وزيرًا للاقتصاد والتجارة. وأرسل (٤٠٠٠) منطوع في تعز لفك الحصار عن صنعاء، لكنه سرعان ما تلقى أمرًا بالإقامة الجبرية بهمة فصل المناطق الجنوبية من اليمن وضمها إلى عدن! وقد اختار القاهرة مقامًا له لأمور، وعاد مرة أحرى عام ٥٠١٥هـ. وكانت وفاته في ١٣ شعبان، ٩ أكتوبر. نشر مذكراته بعنوان: يوم ولد اليمن مجده: ذكريات عن ثورة سبتمبر ١٩٦٢م (١٠).

### عبدالغني وشاحي (۱۳۳۱ - ۱۰۰۲ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۸۱م) طبيب أطفال، كاتب وداعية إسلامي.



للأستاذ أيمن ذو الغنى (مخطوطة)، مع إضافات. (١) موسوعة الألقاب اليمنية ٥٠٩/٦، موسوعة الأعلام للشميري، وصورته من الموسوعة الحرة.

من مصر. حصل على إجازة الطبّ والجراحة، ودبلوم الرضع والأطفال، أستاذ طبِّ الأطفال في جامعة عين شمس. من روًّاد الدعوة الإسلامية بمصر. حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في سنة وفاته. مات في ٧ محرم، ٤ نوفمبر. له أبحاث طبية قيمة في أمراض الصفراء عند الأطفال، ونقص الغدَّة الدرقية، والتبول اللاإرادي، ونقص فيتامين د، وله تفسير لكثير من الآيات القرآنية الكونية بالأدلة العلمية. وكان صاحب نظريات واقعية مفيدة وسهلة، فكان يدعو إلى تغيير عادات الطعام لحلِّ أزمة القمح وما إلى ذلك، والإقبال على البطاطا بدلًا منها، وقد أثنى على نظرياته أنيس منصور في أكثر من مقال له، وكان يتندر بذلك أيضًا ويقول: أطلقت على هذه المحاولة من د. وشاحى: النظرية الوشاحية في البطاطس المقلية! وذكر الدكتور محمد حامد أستاذ طب الأطفال والرئيس السابق للأكاديمية الطبية أنه عمل تحت رئاسة وشاحى، وأنه أستاذ عظيم سبق عصره في مجال تغذية الأطفال، وأنه حورب في أفكاره البناءة إلى أن توفاه الله.

ومن عناوين كتبه: بركة القرآن الكريم (القصص الإيماني؛ ٣) للناشئة، ثمرات مختلف ألوانها (القصص الإيماني؛ ١) للناشئة أيضًا(٢).

عبدالغني يوسف الملاح (۱۳۳۹ – ۱۶۲۲ه؟ = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۱م) باحث اجتماعی حزبی.



ولد في الموصل. أنحى دراساته الأولية. تسلم منصب المدير العام لمصلحة الغزل والنسيج. نشر كتاباته في صحف الموصل، وكان كاتبًا ساخرًا، وانتسب إلى الحزب الوطني الديمقراطي، وتدرَّج في مناصبه حتى صار سكرتيرًا له.

من مؤلفاته المطبوعة: مجد الزهور (مسرحية شعرية)، المتنبي يسترد أباه: دراسة في نسب المتنبي، رحلة في ألف ليلة وليلة، مقالات في طه حسين، تاريخ الحركة الديمقراطية في العراق، أفكار تدقُّ بلا طبول، رحلة حضارية ولمحات تراثية عبر ألف ليلة وليلة، المجتمع العراقي وتطور ظاهرة الإنسان، من كل بيدر حبة.

ومن المخطوط: الفيزياء والتحولات الاجتماعية.

وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

### عبدالفتاح إبراهيم (۰۰۰ - ۱٤٣٣هـ = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

### عبدالفتاح إبراهيم سلامة (١٣٥٨ - ١٤١٨ ه = ١٩٣٨ - ١٩٩٨ م) أستاذ التفسير.

ولد في مدينة طنطا. نال درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين بالأزهر. وعظ في ليبيا، وحاضر في التوحيد والتفسير بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وشارك في وضع مناهج لها، وأشرف فيها على رسائل

(٣) موسوعة أعلام العراق ١٣٠/١، معجم المؤلفين
 والكتاب العراقيين ١٩٥/٥، معجم المؤلفين العراقيين ١٩٦/٢.

(٢) وترجمته من كتابه الأول، الأهرام ع٤٤٤٨٧

(01/9/97312).

علمية. وقد اتصل بجماعة أنصار السنة المحمدية مذكان طالبًا، وتتلمذ على محمد خليل هراس، وكتب في محلات سلفية وغيرها، وأسَّس مع شيخه جماعة الدعوة الإسلامية بمحافظة الغربية. وقدم برامج إذاعية في الحجاز. توفي يوم الخميس ٢٩ شوال، ۲٦ فبراير.

له كتب لم تطبع، ومما نشر له: تحديد النسل بين الأديان والعلم والمحتمع، لا تتخذوا القبور مساجد ولا تجعلوا الأضرحة معابد، شعبان ونصف شعبان بين الحقائق الإسلامية والأباطيل الإسرائيلية، إعجاز القرآن في الإنباء بالغيب المستقبل، الحديث ومكانته في التشريع الإسلامي/ محمد خليل هراس (قدم له وعلق عليه)، النص القرآني بين التفسير والتأويل (أصله دكتوراه) (١).

عبدالفتاح إبراهيم شتا (١٣٥٣ - ١٤٠٩ه = ١٩٣٤ - ١٩٨٩م) مصحح لغوي ومحرر صحفى شاعر.



ولد في قرية الشين - قطور بمحافظة الغربية في مصر. حصل على الثانوية من معهد دسوق الديني، ولم يكمل دراسته بكلية دار العلوم. عمل مصححًا لغويًا بدار الهلال، ثم بالهيئة المصرية العامة للكتاب، ثم تولى مسؤولية إدارة تحرير دوريات أدبية عدة، منها مجلة «إبداع».

وطبع له ديوان: أصداء الحرية (٢).

عبدالفتاح إبرهيم آل وريد (7771 - 37312 = 3.91 - 7..79) كاتب سياسي حزبي شيوعي.



ولد في البصرة. درس علم الاجتماع في لبنان وأمريكا. اعتنق الفكر الاشتراكي ثم الماركسي، من مؤسّسي جماعة وجريدة الأهالي أواسط الثلاثينات الميلادية، درَّس وعمل في الترجمة بالبصرة والموصل. أسَّس شركة ومجلة «الرابطة»، رئيس حزب الاتحاد الوطني ومؤسِّسه، أصدر جريدة «السياسة»، ف«صوت السياسة». مات في شهر جمادى الآخرة، بداية شهر آب ببغداد.



عبدالفتاح إبراهيم آل وريد أسس جريدة (الأهالي)

من كتبه المطبوعة: تعليق على مذكرة مستقبل التربية والتعليم في العراق، خطاب عبدالفتاح إبراهيم رئيس اللجنة السياسية لحزب الاتحاد الوطني الذي ألقاه في المؤتمر الثاني عن سياسة الحزب العام، دراسات في الاجتماع، على طريق الهند، قصة النفط، كلمة في المنهج القومي، كلمة في وجهة (٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

الجتمع بعد الحرب، مبادئ الشعبية، مشكلة التموين، معنى الثورة: أضواء على ثورة ١٤ تموز، مقدمة في الاجتماع. وكتب أخرى له أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(٣)</sup>.

عبدالفتاح أحمد الحديدي (1771-11312=.181-18819) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالفتاح إسماعيل الجوفي (١٣٥٩ - ١٩٨٦ م) رئيس اليمن الجنوبي الشيوعي.



ولادته في قرية الأشعب ناحية حيفان بمحافظة تعز. درس الإعدادية في عدن، وفُصِل من عمله في مصافي الزيت البريطانية لنشاطه السياسي، فدرَّس، وعُيِّن أول وزير للثقافة في أول حكومة وطنية عام ١٣٨٧هـ، وبعد حركة ٢٢ يونيو ١٩٦٩م انتخب أمينًا عامًا للجنة المركزية للتنظيم السياسي للجبهة القومية، وعضوًا في مجلس الرئاسة، فرئيسًا لجلس الشعب الأعلى المؤقت، رئيس اليمن الشعبية بين ١٩٧٨-١٩٨٠م. في عام ١٣٩٢هـ (١٩٧٢م) انتخب أمينًا عامًا للتنظيم السياسي الموحد للجبهة القومية، ثم أمينًا عامًا للحزب الاشتراكي (الشيوعي)

(٣) كتابه «على طريق الهند»، وإضافات من الشبكة العالمية للمعلومات. وملف طويل عنه في صحيفة المدى (عراقيون زمن التوهج) ع١٣٢٥ (٢٠٠٩/٦/٤)، ومنها صورته، معجم المؤلفين العراقيين ٢/٢ ٢٩، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٩٠/٥.

<sup>(</sup>١) الثمار الشهية والتراجم الزكية ص١٥٥.

الذي أسَّسه، ثم استُبعد من الأمانة العامة للحزب، وأجبر على مغادرة بلده إلى موسكو. قتلوه في أحداث ١٣ كانون الثاني (يناير)، حيث كان متوجهًا إلى مبنى اللجنة المركزية، فأطلق مرافق على ناصر محمد النار على الحضور - وهو بينهم - ولجأ إلى غرفة محاورة، وباشر الاتصال ببعض عناصر الجيش. وعندما وصلت مجموعة من الدبابات لحملهم إلى مكان آمن، اعترضتها عناصر مسلحة وأحرقتها، فمات من فيها، ولم يعثر بجوفها على جثث العسكريين، ولم يعشر على المترجم له حيًا ولا جثة هامدة! ابنته آسيا درست في الاتحاد السوفياتي مادة الفلسفة، قسم الشيوعية العلمية، وموضوع دراستها في الدبلوم كان بعنوان «انتشار وانتصار الفكر الماركسي اللينيني في اليمن»! تقول إن والدها كان «شاعرًا مرهفًا، وكان يحب الموسيقي العالمية لموزارت وبيتهوفن، إلى جانب حبه للفن الشعبي اليمني الأصيل».

ومماكتب فيه:

التراث والثقافة الوطنية: نص حوار الشاعر أدونيس مع عبدالفتاح إسماعيل.

قراءة في فكر عبدالفتاح إسماعيل/ نايف هواتمة، سعيد الجناحي، عبدالكريم عبداللطيف.

وله كتب، منها: الثورة الوطنية الشعبية في اليمن الديمقراطية، الثورة الوطنية الديمقراطية وآفاقها الاشتراكية، فجر الثورة، الحزب الطليعي وعلاقته بالطبقة العاملة اليمنية، المهام النضالية للمنظمات الجماهيرية، نحمة تقود البحر (ديوان)، الكتابة بالسيف (شعر)، ثقافتنا الوطنية من القديم إلى الحديد، التراث والثقافة الوطنية (۱).

(١) موسوعة شعر الغناء اليمني ٥٥٥، ٤، أشهر الاغتيالات السياسية ٢٢٤٤، موسوعة أشهر الاغتيالات السياسية في العالم ص٢٢٧.

### عبدالفتاح إمام حزين (۰۰۰ - ۱۶۳۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

### عبدالفتاح البارودي = عبدالفتاح علي البارودي

### عبدالفتاح البحراوي (۱۳۵۲ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۳۶ - ۲۰۰۰م)

داعية وأديب إسلامي، يقال له شيخ الزجالين، وأديب الشعب.

من مواليد غمر الدقهلية، صاحب شركة مقاولات وموبيليا، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. بدأ هواية فنّ الزجل منذ عام ۱۳٦٩ه على يد أمير الزجالين الحاج محمد عبدالمنعم (أبو بثينة). مثّل مركز ميت غمر في مجلس شعبي محلى محافظة الدقهلية، ومجلس إدارة شباب ميت غمر، وكان عضوًا بمجالس إدارات عدة، منها رابطة الزجالين، وأدباء الشعب، واتحاد كُتَّاب مصر، رئيس شرف رابطة الزجالين وكُتَّاب الأغاني بمصر، وحصل على جائزة المحلس الأعلى للفنون والأدب، وأذاع العديد من قصائده في الإذاعة والرائبي، ونشرها في الصحف، وألقاها في ندوات وأمسيات دينية وشعرية وقومية. وكان سخيًا، يوزع هبات ومساعدات شهرية للفقراء. ومات في ۲۱ صفر، ۲۰ مايو.

صدر فيه كتاب من إعداد كامل حسني. وآخر من إعداد أيمن منير جادو بعنوان: قيم الأدب الإسلامي في إبداع البحراوي. وله ديوان زجل مشهور عنوانه: بستان الورد<sup>(۲)</sup>.

### عبدالفتاح بحيري إبراهيم (٠٠٠ - ١٤٢٦هـ = ٠٠٠ - ٢٠٠٦م)

أستاذ لغوي متمكن، مصنّف جليل.

(٢) وترجمته من الكتاب الثاني الذي صدر فيه.

من مصر. حصل على الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة الأزهر عام ١٣٩٠هـ، ثم كان عميد كلية اللغة العربية بالجامعة نفسها، وأستاذًا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. مات في أواخر شهر ذي الحجة، أواخر يناير (كانون الثاني). له تصانيف وتحقيقات عديدة، منها:

الاستكمال لبيان جميع ما يأتي في كتاب الله عز وجل في مذهب القراء السبعة/ عبدالمنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت٩٨٩ه، تحقيق، ٢مج، ويقال لهذا الكتاب: استكمال الفائدة)، التضمين في النحو العربي (أصله دكتوراه)، الحذف والإضمار في أسلوب القرآن الكريم والأساليب العربية، رد على كتاب المفتاح لتعريب النحو، مواقف نحوية مضطربة في كتاب المنحو كتاب النحو كتاب النحو والمسرف (مدرسي بالاشتراك، عدة كتب)، النحو والصرف (مدرسي بالاشتراك، عدة كتب)، النحو التذكرة في القراءات لابن غلبون (تحقيق،

وذكر في آخر كتابين له أن له «تحت الطبع»: الموضح لمذاهب القراء واختلافهم في الفتح والإمالة/ لأبي عمرو الداني (تحقيق)، التصريح بمضمون التوضيح/لخالد الأزهري (تحقيق).

### عبدالفتاح الجمل (۱۳٤۲ - ۱۹۱۶ه = ۱۹۲۴ - ۱۹۹۶م)

سحفي

من مصر. بدأ حياته المهنية مدرسًا، ثم انتقل عام ١٣٧٦ه إلى صحيفة «المساء»، ومنها إلى «الأخبار»، وأشرف على الملحق الأدبي بها، ورعى من خلاله العديد من المواهب في محالات الأدب المختلفة، ووصل في العمل الصحافي إلى درجة مدير تحرير، وقبيل نهاية الثمانينات الميلادية اعتزل العمل الصحافي وتفرغ للكتابة، وقد حصل العمل الصحافي وتفرغ للكتابة، وقد حصل

ملتقى الأصفياء في مناقب

الإمام على والسبطين

والزهراء. ومؤلفات أخرى

له ذكرت في (تكملة معجم

على جائزة الدولة التقديرية.

من عناوين كتبه: رواية الخوف، آمون، طواحين الصمت، وقائع عام الفيل، حكايات شعبية من مصر، خرافات إيسوب (ترجمة)(۱).

عبدالفتاح جنب الزهيري (۱۳۳۸ - ۱۳۳۰ه = ۱۹۱۹ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالفتاح حسن (۱۹۰۰ - ۱۹۸۳ ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۸۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالفتاح حسن البراوي (۱۳۳۸ - ۱۹۲۱ه؟ = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالفتاح بن حسين راوه المكي (١٣٤٤ - ١٤٢٤هـ = ١٩٢٥ - ٢٠٠٣م) عالم مشارك، مدرِّس شرعي.



من مكة المكرمة. درس بالمسجد الحرام والمدرسة الصولتية ومدرسة الفلاح، ثم درَّس في رواق باب السلام بالحرم المكي الشريف الفقه الشافعي، واللغة العربية، والفرائض. وكان مبدعًا فيها، كما درَّس فقه المناسك، وبعض الكتب التاريخية، ودروسه كانت بين المغرب والعشاء، وبعد

(۱) آفاق الثقافة والتراث ع٤ (شوال ١٤١٤هـ) ص١٢٠٠ الفيصل ع٢٠٩ (ذو القعلة ١٤١٤هـ) ص١٣٧٠. قلت: ويبلو أن هناك آخر بالاسم نفسه.

بعد النه الخاب المناب المناب

عبدالفتاح راوه المكى (خطه وتوقيعه)

الأخيرة، وظلَّ عقودًا من السنين يدرِّس بلسجد الحرام، وفي السنوات الأخيرة كان العالم المكي الوحيد من المدرسين من الجيل الماضي من علماء الحرم الشريف، ويدرِّس صيفًا بالطائف، كما يدرِّس بدار الأيتام، وبالمدرسة الفيصلية، وعيِّن مديرًا بالمدرسة العريزية، ومات في ٥ صفر.



عبدالفتاح راوه المكى درَّس في الحرم عقودًا من الزمن

تآليفه: الإفصاح عن مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله، حداول تاريخ أمراء البلد الحرام عبر عصور الإسلام (١٨٤ص)، التعليق الأسمى على منظومة أسماء الله الحسني، الدرر اللؤلؤية على النفحة الحسنية: شرح التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية، الصيام: أحكامه وخصوصياته وأحكام متفرقات أحرى/ أحمد بن حجر الهيتمي (اختصار وتعليق)، الكوكب الأغر على قطف الثمر في موافقات عمر رضى الله عنه للقرآن والتوراة والأثر (ثم صدر بتحقيق أسعد زين العابدين)، المحموعة الراوية: شرح المنظومة الرحبية في المسائل الفرضية والمواريث، مختصر إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام (ولعله نفسه الذي صدر بعنوان: الصيام: أحكامه وخصوصياته...)، مرشد الحاج والمعتمر والزائر إلى أعمال الحج والعمرة والزيارة،

عبدالفتاح بن الحسيني الشيخ (١٣٥٤ - ١٤٣٤هـ = ١٩٣٥ - ٢٠١٣م) فقيه أصولى أزهري.

المؤلفين)<sup>(۲)</sup>.



من بسيون بمحافظة الغربية في مصر. حاز شهادة الدكتوراه في أصول الفقه من جامعة الأزهر، ثم كان أستاذاً في كلية الشريعة والقانون بالجامعة نفسها، وصار عميداً للكلية بطنطا ثم القاهرة، وأشرف فيها على رسائل علمية، رئيس جامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، عضو مجمع البحوث الفقهية، رئيس مجلس إدارة مدارس منارة القاهرة. شارك في مؤتمرات وهيئات علمية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والرابطة والمجلية لخريجي الأزهر. توفي يوم السبت الأول من شهر ذي القعدة، ٧ أيلول سيتمع.

وصدرت له كتب، مثل: الإجماع مصدر ثالث من مصادر التشريع الإسلامي، الإكراه وأثره في الأحكام الشرعية: دراسة مقارنة قائمة على الاستقصاء للفروع العقائدية والفقهية، بحوث في الفقه (۲) الترجمة دون المؤلفات من كتاب باب السلام ص١٥٥، منتديات تبلة الدنيا مكة، وفيها ولادته ١٣٣٤هـ. (بحث في

شوال ۱٤٣٢هـ).

الاثنين ۱۱ رمضان، ۳۰ يوليو.

الإسلامي: المعاملات (مع محمد فهمي السرحاني)، دراسات في أصول الفقه، الماء والإصحاح في الإسلام، تعليل الأحكام وأثره في الفقه الإسلامي، تاريخ التشريع الإسلامي، النظرية العامة للعقد(١).

عبدالفتاح الحلو = عبدالفتاح محمد الحلو

عبدالفتاح حیاصات (۱۳۵۷ - ۱۹۱۶ه = ۱۹۳۸ - ۱۹۹۳م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالفتاح دیاب حسین (۰۰۰ - ۱٤۳۳ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) خبیر ومستشار إداري.



من مصر. أستاذ في كلية التجارة بجامعة بني سويف، خبير التنمية البشرية. متخصص في مجال الإدارة والتدريب، مضى إلى الكويت وعمل مستشارًا للوكيل الأول في وزارة الأوقاف، وأعدَّ استراتيجية الوزارة التي عُرفت باسم «الأمة الوسط» وكان مثقفًا واعيًا، يحبُّ النقاش الحوار. وحين قامت الثورة ضدَّ حكم حسني مبارك في مصر، ترك عمله ونزل مصر ليشارك في الثورة. وقد أسهم في تطوير الخبرات البشرية في محيط عمله وعبر مؤسّسته الخاصة، وأقام برناججًا لإعداد القيادات استمرَّ قرابة العام، وقد توفي وهو يقوم بتوزيع وجبات الإفطار في شهر رمضان على من حوله، في يوم (١) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢١١، جريدة المساء (مصر) ٢٠١٣/٩/٨م، موقع صدى البلد

٧/٩/٧ ٠ ٢م.

وله كتب مطبوعة، منها: دور التدريب في تطوير العمل الإداري، في إدارة الوقت والاجتماعات، إدارة التمويل في مشروعات الأعمال، إدارة الموارد البشرية: مدخل متكامل، أسس الإدارة العامة: مدخل حديث، إدارة الإنتاج: رؤية جديدة، دليل

رجال الأعمال لإدارة المشروعات الصغيرة، دور التدريب في تطوير العمل الإداري<sup>(٢)</sup>.

عبدالفتاح الديدي = عبدالفتاح محمد الديدي

عبدالفتاح رزق (۱۳۵۶ - ۱۶۲۳ه = ۱۹۳۵ - ۲۰۰۳م) روائی، رحالة، صحفی.



من مصر. بدأ العمل في (مجلة الإذاعة والتلفزيون)، ثم مجلة (روز اليوسف)، التي كان فيها محررًا أدبيًا، ومستشار تحرير. وترجمت أعمال له إلى لغات أجنبية. حصل على حائزة الدولة التشجيعية، ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى. مات يوم ١٦ ذي الحجة، بعد عودته من الحج، ١٧ فوا.

له مجموعة قصصية و (۱۰) روايات، منها: مسافر على الموج ورحلات أخرى، النورس، يا مولاي كما خلقتني، تجربتي مع الرواية، باب ۱۱، ع الربابة يا زمن، رحلة إلى (۲) الجتمع ع ۲۰۱۴ (۲۰۱۲/۸۶، وما كتبه حرة زوبع في موقع علامات أون لاين ۲۰۱۲/۷/۱۱م مع إضافات بلوجرافية.

شمس المغرب، ولا في الحواديت، لوكاندات كلوت بك، الجنة والملعون، حديقة زهرن، بداية اللعبة، قطة في سوق السمك، وقصة قدمت للتلفزيون بعنوان: «الوليمة». ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين).

وقد صدرت أعماله الكاملة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب<sup>(٢)</sup>.

عبدالفتاح الزهيري = عبدالفتاح جنب الزهيري

عبدالفتاح سباطة (۱۳۵۱ - ۱۶۲۸ه = ۱۹۳۷ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالفتاح سليم = عبدالفتاح السيد سليم

عبدالفتاح السيد سليم (۰۰۰ - ۱٤۲۸ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م) باحث ومحقِّق لغوي متمكن.

من مصر، أستاذ في قسم اللغويات بكلية الغيية في جامعة القاهرة. له تحقيقات نادرة، واهتمام باللحن في اللغة، وردود وتصويبات، مع لغة فصيحة عالية، وفكر عميق، وحبرة لغوية وتراثية أدبية رائعة. وهو نفسه «عبدالفتاح سليم» الذي صدَّر به معظم تحقيقاته، حيث ورد اسمه الثنائي على كتابه «تفسير رسالة أدب الكتَّاب» للزجاجي، وأورده ثلاثيًا في تقديمه للكتاب محمد الميلي إبراهيمي.

وكتب البيتين التاليين تحت عنوان كتابه «اللحن» مقتبسًا ذلك من «غرر الخصائص الواضحة»:

إني وإن كنت أثوابي ملفَّقةً

ليست بخزِّ ولا من نسج كتَّانِ

(۲) الوطن (السعودية) ع۹۷۳ (۱۶۲۳/۱۲/۱۸هـ)، معجم الروائيين العرب ص٢٦٦، موقع سوق الأزبكية ٢٠١٠/٣/١٣م.

فإنَّ في المـجد هِمَّاتي وفي لغتي

فصاحةً، ولساني غير لحَّانِ من آثاره العلمية التي وقفت على عناوينها: الإعلام في اللغة العربية (جامعة الأزهر)، أربع رسائل في النحو (تحقيق) وهي: (الإلمام بشرح حقيقة الاستفهام لابن هشام الأنصاري، الخاطريات لابن جني (تحقيق المسائل التي لم يحققها ذو الفقار شاكر)، رسالة في قوله تعالى: (أَرَءَيْتَكُمُ ) لابن شهاب الخفاجي، معاني البسملة للزجاج)، تفسير رسالة أدب الكتَّاب للزجاجي (تحقيق)، تنبيه الألباب على فضائل الإعراب للشنتريني (تحقيق، نشر في محلة عالم الكتب (رجب ١٤٠٨هـ)، الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة للإمام ابن عابدين (تحقيق، نشر في محلة عالم المخطوطات والنوادر، محرم ١٤٢٢هـ)، في النقد اللغوي: دراسة تقويمية، المسائل الملقبات في علم النحو لابن طولون (تحقيق)، نشر في محلة عالم الكتب (ربيع الآخر ١٤١٢ه، وعدد رجب ١٤١٢ه، ورمضان ١٤١٢هـ، ومحرم ١٤١٣هـ، ومحرم ١٤١٢هـ)، موسوعة اللحن في اللغة: مظاهره ومقاييسه (القسمان معًا: اللحن في اللغة في رأي علماء اللغة القدماء، اللحن في اللغة في رأي علماء اللغة المحدّثين)، المعيار في التخطئة والتصويب، إعراب جزء تبارك، إعراب جزء يس، الفهارس المفصلة لخصائص ابن جني، شرح عيون الإعراب للمجاشعي (تحقيق).

1.445.1

## $(\bullet, \bullet, - \bullet, \bullet, \circ) = \bullet, \bullet, - \bullet, \bullet, \circ)$

من الجيزة بمصر. مدير عام معهد الفتوح

من عناوين مؤلفاته وتحقيقاته التي وقفت عليها: إغاثة المظلوم في كشف أسرار العلوم، رسائل ابن العربي وابن سينا (جمع وتأليف)، سحر الكهان في حضور الجان، سحر هاروت وماروت في الألعاب السحرية (جمع وتأليف)، السحر المكشوف في طب الحروف (جمع وترتيب)، شفاء العليل وتسهيل العسير بأسرار مزامير داود، القواعد الفلكية في عمل النتائج الفلكية، الكباريت في إخراج العفاريت، المندل والخاتم السليماني والعلم الروحاني للإمام الغزالي (جمع وتأليف). ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)

### عبدالفتاح بن السيد عجمي المرصفي (7371 - 9.31a = 7791 - 98919) من علماء القراءات.



### عبدالفتاح السيد الطوخي فلكي، مهتم بالسحر والشعوذة.

الفلكي. من أكثر من كتب وحقق ونشر كتب السحر والشعوذة، وقرأت في موقع أن الأزهر حظر كتابه «سحر بارنوخ» الذي قال فيه إن السحر جائز شرعًا. لم أقف له على ترجمة أو سنة وفاة، ولعله من وفيات هذه التتمة، أعني ما بعد ١٣٩٦ه، فقد نشرت له كتب قريبًا من هذا العام.



وحفظ أمهات المتون في القراءات، وأخذ عن علماء عصره، منهم محمد عفيفي المرصفي، ورفاعي أحمد المحولي، ومحمد حسن الأنور شريف. وعمل في ليبيا بجامعة السنوسى الإسلامية، وفي عام ١٣٩٧هـ عمل في كلية القرآن بالمدينة المنورة حوالي ١١ سنة، وعين عضوًا ومستشارًا في مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم. توفي يوم الأربعاء في ١٧ جمادي الآخرة بعد العصر، عندما كان أحد تلامذته يقرأ عليه ختمة. بسياله الرصي الرصي

ولد في مرصفا بمصر. أتم حفظ القرآن ولم

يتجاوز العاشرة من عمره، درس في الأزهر،



عبدالفتاح السيد المرصفى (خطه)

وله: الطريق المأمون إلى أصول رواية قالون، هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، شرح الدرة في القراءات الثلاثة المتممة للعشرة(١).

### عبدالفتاح السيد أبو العيد ( · · · - PY 3 1 a = · · · - \ · · ۲ a)

من مصر. أستاذ ميكانيكا التربة والأساسات، ورئيس قسم الأشغال العامة بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، رئيس اللجنة الدائمة للكود المصري والعربي لميكانيكا التربة والأساسات، رئيس الشعبة الجيوتقنية بأكاديمية البحث العلمي، من أعضاء مجلس التشييد والإسكان

(۱) الجنمع ع۱۲۶ (۱/۹/۱هـ) ص۵۷، إمتاع الفضلاء ٢٣٩/١، منة الرحمن ص١٣٩. وخطه من كتاب « ترجمة وجامع فتاوى الشيخ عبدالرزاق عفيفي».

والمحتمعات العمرانية الجديدة بالأكاديمية نفسها، عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية. مات في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، سبتمبر.

عبدالفتاح شكري محمد عياد (۱۳۲۰ - ۱۲۲۰ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۹م) ديب ناقد.

وهو المعروف بـ«شكري عياد».



ولد في كفر شنوان بمحافظة المنوفية في مصر، تخرج في قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة (فؤاد الأول)، حصل على الماجستير عن رسالة موضوعها «وصف يوم الدين والحساب في القرآن الكريم»، ثم نال الدكتوراه عن رسالة حول الترجمة العربية لكتاب أرسطو في فن الشعر، مع ترجمة عربية جديدة له. حرَّر في المحمع اللغوي، وعمل مستشارًا ثقافيًا في سفارة مصر بالبرازيل، كما عمل أستاذًا للأدب الحديث في قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة منذ عام ١٣٨٨ه، ثم عميدًا لمعهد الفنون المسرحية، ثم وكيلًا لكلية الآداب بجامعة القاهرة، ودرَّس في جامعة الخرطوم بالسودان، وجامعة الملك سعود بالرياض، مؤسس منهج النقد التطبيقي في الأدب العربي. ثم تفرغ للكتابة. نال جائزة الملك فيصل للأدب العربي عام ١٤١٢هـ، وتوفي في ١٠ ربيع الآخر، الموافق ٢٣ يوليو. وقدمت في أدبه أطروحة ماجستير بعنوان: القصة القصيرة عند شكري عياد/ فيروز

على الطوبجي (جامعة الملك سعود،

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ه.). وأخرى بعنوان: شكري عياد أديبًا/ محمد عبدالستار مكاوي (جامعة الأزهر،

٥٢٤١ه).

وثالثة عنوانها: جهود شكري عياد البلاغية والنقدية صلاح شعبان عبادة (جامعة القاهرة، ١٤٢٦هـ).

من أهم إنتاجه العلمي: البطل في الأدب والأساطير، القصة القصيرة في مصر: دراسة في تأصيل فن أدبي، تجارب الأدب والنقد، الأدب في عالم متغير، الرؤيا المقيدة، دراسات في التفسير الحضاري للأدب، عنترة الإنسان الأسطورة، طاغور شاعر الحب والسلام، الحضارات الغربية، موسيقى الشعر العربي.

ومن أعماله في مجال القصة القصيرة:

ميلاد جديد، طريق الجامعة، زوجتي الرقيقة الجميلة، رباعيات، كهف الأخيار، حكايات الأقدمين، الطائر الفردوس. وكتب أخرى له أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالفتاح الشيخ = عبدالفتاح بن الحسيني الشيخ

عبدالفتاح عایش عمرو (۱۳۲۸ – ۱۹۱۷ه = ۱۹۶۸ – ۱۹۹۹م) شاعر، قاض شرعی، تربوي.



 (١) جائزة الملك فيصل العالمية ص١٦٤، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢١١، موسوعة أعلام مصر ص٢٥٧، الموسوعة العربية العالمية ٢٠٧/١، الحرس الوطني م١٢٨ ص١٤٤.

ولد في مدينة الخليل بفلسطين. انتقل إلى عمّان، حصل على الماجستير في الفقه والتشريع من الجامعة الأردنية. درّس في عدة مدن سعودية، ثم كان قاضيًا في الحاكم الشرعية حتى عام ٢٠٠١هـ، تعيّن بعدها عضوًا في محكمة الاستئناف الشرعية بعمّان، ثم مفتشًا للمحاكم الشرعية. وتوفي يوم ٥ ربيع الآخر، ١٩ آب (أغسطس).

وأرالغ تخسين اللعادة ولم يُرل ورستنة سدرالفادل حزيدة ومبيب مبولة إن نشتر نا مها يا مة المرد الداخ الما الذب المرد الداخ الما الذب المود الداخ الما الذب المؤلفة أو نيشتة الو نيشتة أو تيشة أو تيشة أو تيشة أخبر المرد المواد المدالة المستوا المؤلف المستوا المؤلف المستوا المرد المرد المرد المدالة المستوالة ال

عبدالفتاح عايش عمرو (خطه)

من دواوينه الشعرية: اللظى، الرحيق، النُّضار، النُّضار، النُّضار، المنسر الجريح.

ومن مؤلفاته الأخرى: المقررات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية، التفريق القضائي، فقه الأحوال الشخصية (بالاشتراك)، السياسة الشرعية في الأحوال الشرعية (۱).

(٢) معجم الأدباء الإسلاميين ٢/١٥٨، معجم البابطين ٢/٢٢٣.

عبدالفتاح عبدالحكيم عتمان (۰۰۰ - ۲۰۲۷ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالفتاح عبدالحمید إدریس (۱۰۰۰ – ۱٤۳۰ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۹م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالفتاح عبدالحمید محمد (۰۰۰ - ۲۰۰۷ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالفتاح عبدالعليم البركاوي ( عبدالفتاح عبدالعليم ( ٢٠٠٨ - ٢٠٠٨م) ( تكملة معجم المؤلفين )

عبدالفتاح عبدالغني القاضي (١٣٢٥ - ١٤٠٣ = ١٩٠٧ - ١٩٨٢م) عالم بالقراءات، شيخ أزهري جليل.



من دمنهور بمحافظة البحيرة في مصر. حفظ القرآن الكريم وجوَّده، وتلقى قراءاته على أكابر الشيوخ في عصره. ارتحل إلى القاهرة وحصل على شهادة العالمية من الأزهر، ثم التحق بالتخصص القليم «شعبة التفسير والحديث» فنال شهادته التي تعادل (الدكتوراه) سنة ١٣٥٥ه، وتقلب في وظائف مختلفة، فكان رئيس قسم القراءات بكلية اللغة العربية بالأزهر، ومفتشًا عامًا بالمعاهد الأزهرية، ثم شيخ معهد القراءات بالمعاهدة، وشيخ المعهد الأزهري بدسوق، بسوق، وشيخ المعهد الأزهري بدسوق،

ثم بدمنهور، وكان آخرها المدير العام للمعاهد الأزهرية. طارت شهرته، وفطن لعلمه وقدره الشيخ عبدالعزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فأسند إليه إنشاء «كلية القرآن الكريم» بما ارتباطًا وثيقًا، تخطيطًا وتدريسًا ومنهجًا وكتابًا، واختار للتدريس بها أساتذة لهم الصدارة في علوم القرآن والقراءات. وحنا على طلابها، فأحبهم وأحبوه. ورأس لجنة على طلابها، فأحبهم وأحبوه. ورأس لجنة تصحيح المصاحف بمصر. وصار له تلامذة أعلام. توفي يوم الثلاثاء في (١٥) محرم، الموافق (٢) نوفمبر.



عبدالفتاح عبدالغني القاضي مدير عام المعاهد الازهرية

له مصنفات بعضها منظوم وبعضها منثور،

تنوعت بين الدراسات القرآنية والفقهية واللغوية، منها: تاريخ المصحف الشريف، الصيام وفضائله وأحكامه، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة، تاريخ القراء العشرة ورواتهم وتواتر قراءاتهم ومنهج كل في القراءة، الفرائد الحسان في عدّ آي القرآن (ومعه شرحه: نفائس البيان)، وشرحه كاتب آخر بعنوان: مرشد الخلان إلى معرفة عدّ آي القرآن: شرح وتوجيه نظم «الفرائد الحسان» لعبدالفتاح القاضي، شرح أرجوزة الميراث، القراءات في نظر المستشرقين والملحدين، شرح النظم الجامع لقراءة الإمام نافع، (وكتاب النظم الجامع للمؤلف نفسه)، الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، من علوم القرآن. وله مؤلفات أخرى ذكرت

في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

### عبدالفتاح عثمان (۲۰۰۰ - ۲۰۱۵ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م)

ناقد أدبي.

من مصر. وكيل كلية دار العلوم للدراسات العليا والبحوث.

هكذا قرأت نعيه في الأهرام، أوائل جمادى الأولى، أواخر يونيو.

وهناك أكثر من شخص بهذا الاسم. ويبدو أنه غير سميه عميد كلية الخدمة الاجتماعية بحامعة حلوان (التالي)، وإن بدا في مقدمة أحد الكتب الآتية أنه من «زهراء حلوان». وهو غير الشاعر السوري أيضًا بالاسم نفسه.

ومن الكتب التي تتجه إلى «النقد الأدبي» وعليها هذا الاسم: بناء الرواية: دراسة في الرواية المصرية، التفكير البلاغي عند المعتزلة، دراسات عن المعاني والبديع، دراسات في النقد العربي القديم (وفيه أنه رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الإمارات). وباسم «عبدالفتاح محمد عثمان» له مقالات في النقد الأدبي، فلعل اسم والده محمد، وإذا كان هو فقد حصل على الدكتوراه من دار العلوم قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن عام ١٣٩٧هـ عن رسالته: نظرية الشعر في النقد العربي القديم، والماجستير: شعر المرأة في العصر العباسي.



(۱) الأزهر (صفر ۱٤۰۳هـ) ص۲۰۰، و(جمادی الآخرة ۱۱۶۱۷هـ) ص۹۰۷، إمتاع الفضلاء ۲۶۸/۱.

### عبدالفتاح عثمان عبدالصمد (۲۰۰۰ - ۲۲۷ ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱م)

اجتماعي أكاديمي.

من مصر. عميد كلية الخدمة الاجتماعية ومن روادها، عضو الجالس القومية المتخصصة. مات يوم الجمعة ١٠ صفر، ١٠ آذار (مارس).

من مؤلفاته: خدمة الفرد في المحتمع النامي، مقدمة في الخدمة الأجتماعية، نموذج عربي للرعاية اللاحقة للأحداث في الوطن العربي، النظرية الاجتماعية بين العلم والفلسفة.

### النظرية الاجتماعية مناسع والمسدد مناشقين مناققين مناققين

### عبدالفتاح علي البارودي (۱۳۳۲ - ۱۹۱۱ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۹۱م)

كاتب صحفى، ناقد فني.

من محافظة الشرقية بمصر. حصل على دبلوم المعهد العالي للتمثيل قسم النقد. اشتغل في سكة الحديد، ثم عمل محررًا بمجلة الثقافة، وصحيفة المقطم، ودار أخبار اليوم ناقدًا فنيًا، وقد كتب في «الأخبار» عموده اليومي أكثر من ثلاثين عامًا! ونظم قصائد شعر، وكان مستشارًا ثقافيًا في التلفزيون، وأستاذًا بمعهد الدراسات الموسيقية، وعضوًا في مراكز فنية أخرى، ورئيسًا لجمعية أحباء فريد الأطرش! توفي في شهر ذي القعدة(١).



عبدالفتاح علي البارودي كتب عمودًا يوميًا (٣٠) عامًا في (الأخبار)

(۱) الجزيرة ع۸۸۵۸ (۲۱/۱۱/۲۱۱ه).

عبدالفتاح علي الكواملة (۱۹۰۸ - ۱۹۸۸ه = ۰۰۰ - ۱۹۸۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالفتاح عمر (۱۳۲۲ - ۱۹۲۳ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۱۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالفتاح عمرو = عبدالفتاح عايش عمرو

**عبدالفتاح عمرو** (۱۳۲۷ - ۱۶۰۸ = ۱۹۰۹ - ۱۹۸۸م) دبلوماسي، رياضي. بطل العالم في الاسكواش.

من أسرة ثرية في أسيوط. تلقى دراسته في القاهرة ولندن، ودرس القوانين الدستورية والبنوك والتأمينات. عمل ملحقًا بسفارة مصر في لندن. كان بطلًا للهواة في لعبة الأسكواش راكيت لجنوب إنجلترا. انتخب رئيسًا للفريق الإنجليزي ضد أمريكا. وكان مقربًا من الملك فاروق، فعينه سفيرًا لمصر في لندن، وممثلًا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن (٢).



أدوات لعبة الاسكواش

عبدالفتاح بن العيساوي القباج (۱۳۳۷ - ۱٤۰۹ه = ۱۹۱۸ - ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالفتاح أبو غدة = عبدالفتاح محمد أبو غدة

عبدالفتاح الفاكهاني (۱۳۲۹ - ۱۶۳۰ هـ = ۱۹۶۹ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) أعلام مصر في القرن العشرين ٣١١.

عبدالفتاح فهمي (۲۰۰۰ - ۲۶۲۴ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م)

مهندس خبير.

من مصر. نائب وزير الري. مدير مركز البحوث المائية بمنطقة الأرصاد العالمية بالأمم المتحدة، رئيس مشروع تنمية الموارد المائية بسويسرا. مات في شهر رمضان، (نوفمبر).

عبدالفتاح الكواملة = عبدالفتاح علي الكواملة

عبدالفتاح محمد الجزار (۱۳۵۰ - ۱۳۲۵ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالفتاح محمد الحلو (١٣٥٦ - ١٤١٤ه = ١٩٣٧ - ١٩٩٤م) أستاذ بحاثة، محقِّق علامة.

وُلد في المنوفية بمصر، وتخرَّج في كلية دار العلوم ونال منها درجة الماجستير، والدكتوراه عام ١٣٩٤هـ. عمل باحثًا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم معيدًا في مركز الدراسات العربية بها أيضًا، ثم اشتغل في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية عام ١٣٩٩هـ، وشارك في وضع فهارس للمخطوطات، وسافر في بعثات أرسلها المعهد لاختيار المخطوطات وفهرستها، إلى اليمن والسعودية وإسبانيا والاتحاد السوفياتي. تولى التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض في كلية اللغة العربية وكلية العلوم الاجتماعية، وأشرف على مخطوطات هذه الجامعة في المحلس العلمي لمركز البحوث بها. التحق بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أستاذًا زائرًا، وقد بعثه المركز إلى مكتبة الكونغرس لفحص مجموعة المخطوطات العربية فيها وفهرستها. وكان عضو مجمع اللغة العربية

بالقاهرة، وعضو اتحاد الكتاب، وقام أخيرًا على إدارة مركز البحوث والدراسات العربية الإسلامية في القاهرة منذ عام ١٤٠٥ه. وهو مؤسسة خاصة تهدف إلى تجميع العلماء والمتخصصين من أجل خدمة التراث الإسلامي وتحقيقه ونشره، وإعداد الموسوعات الموسعة والمتوسطة، وتقديم الدراسات العربية الإسلامية المتصفة بالتحقيق العلمي والدقة والجدة مما ألفه أساتذة الجامعات أو المفكرون في محال المعرفة. وكان كاتبًا مبرِّزًا، وأديبًا رفيعًا، ومحققًا مدققًا، حدم التراث الإسلامي حدمة كبيرة، وعُرف بإتقانه في تحقيقات النصوص، ودقة فهارسه التفصيلية المفيدة للباحثين. جمعتنا مرة الندوة الخميسية في منزل الأديب عبدالغزيز الرفاعي، فكان: رزينًا، هادئًا، قليل الكلام. وفي القاهرة أصيب بالفشل الكلوي، ثم حادث سيارة، إلى أن توفاه الله في شهر ذي القعدة.

بالى لزمند، الحدل الشيخ مبالعزيز الرفاعي ع عظيم ليقدير إ مبالفتاع مرادلو مرام (۲۱۲)

عبدالفتاح الحلو (خطه)

صدرت له مجموعة قيمة من المصادر الموسوعية المحققة، ومؤلفات أخرى، وهذه قائمة ببعض أعماله: الطبقات السنية في تراجم الحنفية/ تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الغزي (ت١٠١هـ) (تحقيق، ٤ مج)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية/ محيى الدين عبدالقادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي (ت ٥٧٧هـ) (تحقيق، الكبرى/ تاج الدين عبدالوهاب بن على السبكي (ت

٧٧١هـ) (تحقيق بالاشتراك مع محمود محمد الطناحي، ١٠مج)، تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم/ لأبي المحاسن المفضل بن محمد التنوحي (ت٤٤٢هـ) (تحقيق)، دمية القصر وعصرة أهل العصر/ لأبي الحسن على بن الحسن الباخرزي (ت٤٦٧ه ) (تحقيق، ٢مج)، ديوان ابن المقرب/ علي بن مقرب (ت٦٢٩هـ) (تحقيق وشرح)، ريحانة الألبَّا وزهرة الحياة الدنيا/ لشهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي (ت ١٠٦٩هـ) (تحقيق ٢مج)، نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة/ محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين المحيى (ت ١١١١هـ) (تحقيق ٦مج)، شعراء هجر من القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر (تأليف)، الأنساب/ عبدالكريم بن محمد السمعاني (ت٥٦٢٥هـ) (تحقيق وتعليق بالاشتراك مع عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (ت١٣٨٦هـ) ومحمد عوامة، ١٠ مج)، المغنى: شرح مختصر الخرقي/ موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٢٠٠هـ) (تحقيق بالاشتراك مع عبدالله بن عبدالمحسن التركى، ١٥مج)، ديوان الشريف الرضى ٣٥٩ - ٤٠٦ه/ صنعة أبي حكيم عبدالله بن إبراهيم الخبري (ت٤٧٦هـ) (تحقيق)، النوادر والزيادات/ لابن أبي زيد القيرواني (تحقيق، ٢٠مج)، الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء البوسنة / محمد البوسنوي الخانجي (تحقيق). وله مؤلفات وتحقيقات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالفتاح محمد حماد (۱۳۶۱ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۰م) باحث علمي إسلامي، تربوي شاعر. اسمه الكامل: عبدالفتاح محمد أحمد حماد رجب الفقي.



ولد في مدينة فرشوط بمحافظة قنا، وحصل على كفاءة التعليم الأولي للمعلمين، ودرَّس، ثم عمل مديرًا لإدارة فرشوط التعليمية، إلى جانب رئاسته لعدد من الجمعيات الخيرية، ورئاسته للجنة المصالحات العائلية في قضايا الثأر بمحافظته. وعضوًا في نقابة الأشراف. وكرَّمته جامعة جنوب الوادي لكونه رائدًا من رواد البحث في الإعجاز العلمي في المقرآن الكريم.

له مقالات عديدة في الصحف والجلات، ومنها ما بقي مخطوطًا، إضافة إلى ديوان مخطوط له بعنوان: خواطر تقود العقل إلى الله(٢).

### عبدالفتاح محمد الديدي (٠٠٠ - ١٤٢١هـ = ٠٠٠ - ٢٠٥٠)

باحث فلسفي منطقي.

حصل على شهادة الماجستير (١٣٨٧هـ)، فالدكتوراه (١٣٩١هـ = ١٩٧١م) من قسم الفلسفة بكلية الآداب في جامعة القاهرة، وتتلمذ على أستاذ الفلسفة الفرنسي باشلار طوال إقامته بباريس، ويبدو أنه هو الذي أشرف على رسالته الدكتوراه، وهو من تلاميذ العقاد كذلك، وكتب فيه أكثر

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

من كتاب، وله دراسات في الأدب ونقده. من عناوين كتبه: الفلسفة الاجتماعية عند العقاد، هيجل، عبقرية العقاد، الاتجاهات المعاصرة في الفلسفة، في الفلسفة، القضايا المعاصرة في الفلسفة، فلسفة هيجل، مقدمة في المنطق الرمزي/أ.هـ.بيسون، و.ج. أوكونر (ترجمة)، أدبنا والاتجاهات العالمية، النقد والجمال عند العقاد، الخيال الحركي في الأدب النقدي، الأسس المعنوية للأدب، النفسانية المنطقية عند جون ستيوارث مل (ماجستير)، المنطق في مذهب برادلي: بحث في نظرية المنطق المثالي (دكتوراه). وكتب أحرى له في المنطق المثالي (دكتوراه). وكتب أحرى له في المنطق معجم المؤلفين).

### عبدالفتاح محمد سلامة (۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالفتاح محمد شهاب الدين (۱۳۷۸ - ۱٤۱۰ه = ۱۹۰۸ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

### عبدالفتاح محمد شوقي (۲۰۰۰ - ۲۲۲۷ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۲م)

صيدلاني ريادي.

من مصر. مستشار الدواء بالجامعة العربية، سكرتير اتحاد عام الأطباء العرب، سكرتير عام الإخاء عام نقابة الأطباء، سكرتير جماعة الإنحاء الديني [أسسها الشيخ حسن الباقورى مع لويس ماسينيون وقنواتي (الأب) وكريستيان فان]، رئيس قطاع التخطيط بالشركة العربية للصناعات الدوائية، رئيس مجلس إدارة شركة ميباكو. ذكر في نعيه أنه «رائله صناعة الدواء في مصر»؟ مات يوم الجمعة صناعة الدواء في مصر»؟ مات يوم الجمعة

### عبدالفتاح محمد الصحن (۲۰۰۰ - ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م)

محاسب أكاديمي.

من مصر. أستاذ المحاسبة والمراجعة وعميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، ثم نائب رئيس الجامعة بيروت العربية. كتب في فنون المحاسبة والمراجعة. شيّعت جنازته في (١٧) ربيع الأول، (٥) أبريل.



عبدالفتاح محمد الصحن رأس جامعة بيروت العربية

المراجعة الخارجية، أصول المراجعة الداخلية (مع سمير كامل)، أصول المراجعة الخارجية والداخلية، مبادئ المحاسبة المالية (مع محمد أحمد خليل)، المبادئ المحاسبية بين النظرية والتطبيق، مبادئ وأسس المراجعات علمًا وعملًا، المحاسبة المالية: دراسة وتحليل، المحاسبة في شركات القطاع الخاص:

أشخاص وأموال، المراجعة:

من عناوين كتبه: أصول

مدخل فلسفي تطبيقي (مع محمد سمير صبان ومحمد الفيومي محمد). وكتب أخرى له أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالفتاح محمد عنایت (۱۳۱۸ - ۱۶۰۷ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۹م) مناضل.

اشترك مع أخيه عبدالحميد وآخرين في قتل السردار البريطاني في مصر «سيرلي ستاك» ظهر يوم ١٩ تشرين الثاني (نوفمبر) من عام ١٩٢٤م أمام مبنى وزارة الحربية بشارع الفلكي، وكانا ضمن المجموعة الوطنية التي قامت باغتيالات أخرى لعدد كبير من ضباط الاحتلال البريطاني، وحكم على

صدر الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة

عندما كان طالبًا بمدرسة الحقوق، حيث

Contraction of the Contraction o

من عنا شده المشمد المألي والمسترا على والمستد الدول المسترا المراحق فها المسترا المست

قي بالسويد لسياس فوسة وك يمكن فراعله بالنف الم مرت ما له و لكه طالحاد فستم مرد من لمدي عافره مسرلفتي من فيض حمد مسرم الدراسويية فالدائمة للأكالم الله على منا مدر المداد در الراك المدار عالم الدور المالية المدار عالم المدار عالم المدار المدار المدار عالم الم

من مذكرات عبدالفتاح عنايت التي كان يدونها في السجن

المترجم له أيضًا بالإعدام مع ثمانية آخرين، لكن التقاليد القضائية لا تقبل إعدام شقيقين في حادث واحد، فسجن هو، حتى أفرج عنه في حكومة أحمد ماهر. وقد اعترف شقيقه عبدالحميد بقتل ٣٥ جنديًا وضابطًا إنجليزيًا، وشقيقهما الأكبر محمود حكم عليه بالنفي إلى مالطة لاشتراكه في الحماعات الثورية بين ١٩١٦ و١٩١٩، و١٩١٩، وشقيق آخر لهم اسمه عبدالخالق جاب الشرق والغرب ودرس المفرقعات في الخارج، وعاد ليتهم في قضية مقتل بطرس غالى.

 <sup>(</sup>١) وفي بطاقة عندي أنه توفي قبل عام من تاريخه، ويبدو أن الصحيح هو ما أثبت أعلاه، ينظر الأهرام ع٢٩٥٢٤
 (١٤٢٨/٣/٢٠).

مات في شهر ربيع الآخر، الأسبوع الثالث من كانون الأول (ديسمبر).

صدر فيه كتاب بعد وفاته بقلم ابنته ابتسام، بعنوان: الشهيد الحي عبدالفتاح عنايت: صفحات من تاريخ الفدائية المصرية.

وله كتابان، أولهما تحت عنوان: الشدائد كيف تصنع رجلًا، والآخر سجله في مذكراته التي بدأ نشرها في الصحف المصرية عام ١٩٤٧م، وصدرت في كتاب(١).

### عبدالفتاح محمد أبو العينين (١٣٥٣ - ١٤٣٠ ه = ١٩٣٤ - ٢٠٠٩م) فقيه عالم.

من مواليد قرية طناح في مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. نال شهادة الدكتوراه من قسم الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام وأستاذ الفقه المقارن ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق في جامعة المنصورة. توفي يوم الأحد ١٣ صفر، ٨ شباط (فبراير).

من مؤلفاته المطبوعة: القضاء والإثبات في الفقه الإسلامي مع المقارنة بقانون الإثبات اليمني، السرقة الموجبة للقطع في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، عقوبة السرقة في الفقه الإسلامي، أحكام الأسرة في ضوء التوثيق في الفقه الإسلامي، الشركات في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، الميراث الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، الميراث والوصية والوقف في الفقه الإسلامي، منهج الإسلام في القرض والحبة، ورسالته في الدكتوراه التي لم تطبع: الأشباه والنظائر لتاج السبكي (تحقيق)(٢).

 (۱) الجمهورية ۱۹۸۷/۱۲/۱۸م، خمسون شخصية ص۱۰۷.

ر (۲) معلومات عنه من بوابة طناح ۲۰۱۱/۱۲/۶م، ومنتدى طناح ۲۰۱۱/۳/۲۵ هـ، مع إضافات ببليوجرافية.

عبدالفتاح محمد أبو غدة (۱۳۳٦ - ۱۶۱۷ه = ۱۹۱۷ - ۱۹۳۷م) عالم مشارك، محدِّث جليل، مصنِّف قدير، داعية علَّامة.



من حلب. تعلم في المدرسة الخسروية، ونال العالمية من الأزهر، والتخصص في أصول التدريس، ورافق هناك الإمام حسن البنا. نحل من علم علماء كبار في الحديث والعلوم الشرعية وأجيز منهم، في مصر والهند وباكستان وتركيا وغيرها، وكان حنفى المذهب، أشعريًا، عضوًا في البرلمان السوري، سُجن لفترة قصيرة، ودرَّس في جامعة دمشق، وكان عضوًا مؤسسًا في رابطة العالم الإسلامي، ومن كبار العاملين في حقل الدعوة الإسلامية، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بسورية في فترة من الفترات. وقد دُعى إلى السعودية بطلب من مفتيها آنذاك للمساعدة في تأسيس جامعة الإمام، والتدريس منذ عام ١٣٨٧هـ، وأقام هناك حتى وفاته، ودرَّس في معاهدها وكلياتما، وخاصة جامعة الإمام والملك سعود، وأشرف على رسائل علمية عديدة. واستغرقت رحلته في التأليف والتحقيق ستين عامًا، صنف وحقَّق خلالها كتبًا مهمة في الحديث خاصة، وكان جميل الأسلوب، متمكنًا في العلم واللغة، فكانت كتبه تلقى إقبالًا شعبيًا وعلميًا عامًا، وكان ذا مهابة وجلال، يلقى الترحيب والتكريم والتشريف أينما حلَّ من أرض الإسلام، عند العامة والخاصة. وقد وُصف رحمه الله

بأنه كان متبعًا لسيرة من مضى، فكاني على نحج الأئمة المتقدمين المبدعين المجددين للدين الله، الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وكان بحيً الطلعة، عذب الروح، حلو الشمائل، مع صفاء في الروح، وجودة في الذهن، وحضور في البداهة.

ومما وصفه به ابنه سلمان أنه كان كريمًا، حليمًا، كثيرًا ما يعفو ويصفح، وأديبًا خلوقًا، لا يؤذي أحدًا بكلامه، وعاقلًا حصيفًا، لا تخرج الكلمة منه إلا بوزن، وظريفًا خفيف الروح، يمازح جلساءه بالقدر المناسب، ويضفى على مجلسه العلمي والطبيعي روح اللطافة والظرافة بما يناسب المقام، ويخفف من وطأة الوقار، لكن في ظل التأدب والاحترام، وكان ذواقًا في ملبسه ومشربه وكتبه ترتيبًا وكتابة وتأليفًا، حتى في صفه لحذائه وتنعله، وكان عفيف اللسان، لا يشتم أحدًا، وأكثر غضبه لله سبحانه وتعالى، صبورًا على الطاعة والابتلاء، حريصًا على الصلاة حرصًا شديدًا، مؤديًا لها في أول وقتها، في الحضر والسفر، والتعب والمرض، وكان له ورد صباحي يومي، لا يدعه إلا مضطرًا، ولا تجده جالسًا بدون عمل علمي من تأليف أو تحقيق أو تعليم أو مذاكرة أو إفتاء، إلا وجدته يسبح ويحمد ويهلل ويكبر. وكان سريع الدمعة، يفيض دمعه عند قراءة القرآن وذكر الله، وقصص السلف والصالحين، وفي المواقف الروحانية، وعلى مآسى المسلمين وآلامهم، وقد فقد سمعه في أذنه اليمني بعد أن زاره شخص وحكى له عن مآسى المسلمين في بلد من البلدان، فحزن حزنًا شديدًا، وبات ليلته حزيدًا مهمومًا، وفي اليوم التالي شعر بدم يسيل من أذنه، ثم ذهب سمعه. وضعف بصره في عام ١٤١٠هـ، فما شكا أو تشكى، ولا ثناه ذلك عن الإنتاج العلمى، بل تحمل بالصبر والتسليم، والمثابرة على

لسم العدارعن الرحيم

المحدسة والصلاة عن سيدنا رسوله الله ومهر بتند ووالاه ، وبلد فقد أجزت أفي الفاشق الأستاذ لنظام بيعرب بالجهازي به سيومي منفيته عنهم ، ومنه هديث الأولية وقد أسمعتمراياء بلغلى في منزله اللامر، فالله أمرينفع به وبلهمه ، وكيرين بصالح دعوانة ، والمودد رأيالين.

فالنامة ١٤٠٩/٨١٤٧ منارف

خط وتوقيع الشيخ عبدالفتاح أبو غدة

التأليف والتحقيق، وكان جلدًا على العلم والقراءة والمطالعة والتأليف، قليل النوم، يستكثر ساعات نومه مع قلتها، وكان في شبابه يواصل اليوم واليومين، كما ذكر عدة مرات. وكان حرصه على وقته أشد من حرصه على ماله، ولا يأمر بأمر إلا ويأتيه، ولا ينهى عن شيء إلا ويجتنبه. وذا حافظة قوية، وعبادة وتقوى، وتواضع جم لطلابه وتلاميذه، وله نظرة في الرجال وفراسة، وكان موجهًا ومربيًا لأهله باللطف والذوق والحكمة. وقد حاز على جائزة سلطان بروناي حسن بلقيه في الدراسات الإسلامية عام ١٤١٦ه، وهي جائزة يقدمها مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية، نالها في محال دراسات الأحاديث الشريفة وعلوم الحديث. وله تلامذة محبون سلكوا نهجه. توفي في ٩ شوال، الموافق لـ ١٦ شباط (فبراير) في الرياض، ونطق بالشهادة قبل وفاته، ودُفن بالمدينة المنورة.

وقد رثاه الشاعر سليم عبدالقادر بقصيدة رثاء، جاء في أولها:

غادرَ الأرضَ مَنْ أحبَّ السماءَ

ورأى رحلة الحياة ابتلاء

ورأى العمرَ لمحةً ليس إلا

فليكنْ كوكبًا بها وضَّاءَ

ومما صدر صدر فيه من كتب: إمداد الفتاح بأسانيد ومرويات الشيخ عبدالفتاح: وهو ثبت العلامة المحدث

الشيخ عبدالفتاح أبو غدة عبدالله بن محمد آل الرشيد (۲۸۸ ص). وذكر في آخره أنه سيصدر فيه كتاب آخر بعنوان: العلامة المحدث الشيخ عبدالفتاح أبو غدة، بأقلام غبة من علماء العصر.

الشذا الفياح من أخبار سيدي عبدالفتاح/ محمود سعيد ممدوح.

الشيخ عبدالفتاح أبو غدة وجهوده في خدمة السنة النبوية/ يوسف فرحات (رسالة ماجستير من جامعة الأزهر. الشيخ عبدالفتاح أبو غدة وجهوده في خدمة السنة/ محمد عبدالظاهر محمد عبدالطلب (دكتوراه من جامعة الأزهر). ورسالة مخطوطة عنه بقلم تلميذه محمد مجاهد شعبان رحمه الله.

وله أكثر من (٧٣) كتابًا بين تأليف وتحقيق، منها (١٠) ذكر أنها ما زالت مخطوطة، وله غيرها، قد يعمل في تكملتها ابنه سلمان. وفي مصدر آخر ذكر أنه له نحوًا من ثلاثين كتابًا تحت الإعداد.

ومن تصانيفه العديدة تأليفًا وتحقيقًا: أربع ومن تصانيفه العديدة تأليفًا وتحقيقًا: أربع ابن ماجه وكتابه السنن للنعماني (تحقيق)، خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي (تحقيق)، الرفع والتكميل للكنوي (تحقيق)، النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي (تحقيق)، صفحات من صبر العلماء، العلماء الذين آثروا العلم على الزواج، فقه أهل العراق وحديثهم للكوثري (تحقيق)، قيمة الزمن عند العلماء، كلمات ويكشف أباطيل وافتراءات، لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث، المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للقاري، المنار معرفة الحديث الموضوع للقاري، المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن حجر القيم (تحقيق)، لسان الميزان لابن حجر القيم (تحقيق)، لسان الميزان لابن حجر القيم (تحقيق)، لسان الميزان لابن حجر

(تحقيق). وله غيرها التي ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالفتاح محمد المغربي (۱۳۱٦ - ۱٤۱۰هـ = ۱۸۹۸ - ۱۹۹۰م) سیاسي تربوي.



ولد في أم درمان. تخرج في كلية غردون. تخصص في الرياضيات بأمريكا. عاد ودرَّس في الكلية وشارك في تطويرها وشجع الحلقات الأدبية والثقافية بها. دعا إلى قيام ملجأ لتعليم الأيتام وأبناء الفقراء بعض المهن التي تكفيهم السؤال، وتبنى أبناء أم درمان ذلك وأطلق على المشروع «ملجأ القرش»، شارك في تأسيس مؤتمر الخريجين. عندما نال السودان استقلاله اختير عضوًا في بحلس السيادة، وهو مجلس مكون من خمسة أشخاص يمثلون رأس الدولة(٢).

. (۲) معجم شخصيات مؤتمر الخريجين ص٨٣، والصورة من موقع سودان راي.

### عبدالفتاح محمد وهيبة (... - ٨٧٤ / ٤ = ... - ٨٠٠ ٢٩)

من مصر. أستاذ الجغرافيا بجامعتي الإسكندرية وبيروت العربية، ولعله درَّس في جامعة الإمام بالرياض. وكيل كلية الآداب بالجامعة الأولى. توفي أواخر شهر ذي الحجة، أوائل يناير.

وله كتب، منها: أطلس العالم المصور/ أوغيلفي وويستلى (مراجعة وتنقيح)، جغرافية الإنسان، مصر والعالم القديم، جغرافية العرب في العصور الوسطى، مكانة الجغرافية من الثقافة الإسلامية، في جغرافية العمران، في جغرافية السكان، مدخل إلى جغرافية لبنان، الجغرافيا التاريخية بين النظرية والتطبيق (أهداه إلى: أصحاب الحضارات القديمة!).



### عبدالفتاح محمود رياض (1371 - A731a = 77P1 - V. + 7a) مصوِّر ضوئي ومحقق جنائي.



من مواليد القاهرة، تخرَّج في كلية الشرطة، وحصل على دبلوم في علوم الشرطة والبحث الجنائي من أمريكا، وآخر في

التصوير الضوئي والعلمي والملوَّن من ألمانيا عبدالفتاح المرصفى = عبدالفتاح بن السيد

عبدالفتاح المصري (3771 - 3.316 = 3391 - 34919) (تكملة معجم المؤلفين)

عجمى..

### عبدالفتاح مصطفى الصيفي (7371 - 77312 = 3781 - 0., 74) حقوقي، محام.

ولادته قرية الجعفرية بمحافظة الغربية. حاصل على الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام ١٣٧٨هـ، ثم كان أستاذ القانون الجنائي بالكلية والجامعة نفسها ورئيس القسم فيها، محام بالنقض، وعمل في بعض الجامعات السعودية وأسَّس

فيها قسم الحسبة. وتخرَّج عليه الكثير من علماء القانون، صاحب مؤلفات عديدة في تخصصه. توفي يوم الخميس ٩ جمادي الأولى، ١٦ حزيران (يونيو).

من عناوين مؤلفاته التي وقفت عليها: علم الإجرام والعقاب (مع محمد زكي أبو عامر)، التلبس بالجريمة: دراسة للتلبس بالمنكر الموجب للحسبة في الفقهين الإسلامي والوضعي، قانون العقوبات: النظرية العامة، المطابقة في مجال التجريم: محاولة فقهية لوضع نظرية عامة للمطابقة، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، الجريمة المنظمة: التعريف والأنماط والاتجاهات (مع مصطفى كاره وأحمد النكلاوي)، الحسبة في الإسلام نظامًا وفقهًا وتطبيقًا: دراسة عصرية مقارنة، حق الدولة في العقاب، الاشتراك بالتحريض ووضعه من النظرية العامة للمساهمة الجنائية: دراسة مقارنة (أصله

دكتوراه)، علم الإجرام: دراسة حول ذاتيته

ومنهجه ونظرياته. إضافة إلى كتب أخرى

الأهرام (في يوم نعيه)، مع إضافات.

وأمريكا، وآخر في أصول الإدارة العامة من معهد الإدارة، مع درجة الزمالة من الجمعية الملكية البريطانية للتصوير الفوتوغراف. ثم كان لواء شرطة. أستاذ ومؤسس علم التصوير الضوئي في مصر والشرق الأوسط، أستاذ التصوير بالمعهد العالى للسينما، وبكليات الإعلام والآثار، والصيدلة بجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية، وكلية وأكاديمية الشرطة، خبير استشارى في قضايا التزييف والتزوير، وفحص الأدلة الجنائية المادية، مدير الأدلة القضائية بمصلحة تحقيق الشخصية بالقاهرة، وكيل مصلحة الأدلة الجنائية. وهو الذي أنشأ معامل التصوير الجنائي والأقسام الفنية في كلية الشرطة. وقد أقام معارض خاصة وجماعية محلية وأخرى دولية، وقام بزيارات فنية، ومهام وإسهامات عامة، وكان عضو اللجنة التي شكلت بالجلس الأعلى لرعاية الفنون لوضع المصطلحات العلمية والفنية للتصوير والسينما، وناقش رسائل علمية، وله مقتنيات رسمية، وحصَّل جوائز. توفي يوم ١٥ جمادي الآخرة، ٣٠ يوليو (حزيران). له مؤلفات دقيقة في تخصصه بلغت نحو (٢٠) كتابًا، منها: أسس التصوير الضوئي، التصوير بالأشعة غير المنظورة، تكوين الصورة، الإضاءة والفيلم، الأفلام الحساسة، أحكام القضاء حول التقارير الاستشارية، الأدلة الجنائية المادية، الضوء والإضاءة في التصوير الضوئي، آلة التصوير، التحميض والطبع والتكبير، التصوير الملون، تصوير ما لا تراه العين بالأشعة غير المرئية، التكوين في الفنون التشكيلية، كشف التزييف والتزوير، المرشد العلمي للمصورين والسينمائيين، المرشد العلمي للمصوريين والسينمائيين. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

له ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).



عبدالفتاح مصطفى الغمراوي (١٣٤٣ - ١٩٠٤ه = ١٩٢٤ - ١٩٨٤م) شاعر غنائي.



ولد في القاهرة، والده عالم أزهري. حصل على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة، ودبلوم في الشريعة، بدأ رئيسًا لمأمورية الشهر العقاري، ثم عمل في المؤسسة المصرية العامة للإسكان، ومستشارًا قانونيًا، كما درَّس في الجامعة، وعيِّن أستاذًا زائرًا في كلية الإعلام بجامعة القاهرة. وقد كتب محموعة من القصائد والأناشيد الدينية. ثم أقنعته أم كلثوم ليكتب الأغنية العاطفية، فكتب، وغنَّت له. وكتب تمثيليات إذاعية. ومات فجر يوم الجمعة ١٥ شوال، ١٣ يوليو.

 (١) معلومات من بعض كتبه، ومن صحيفة الأهرام إبان نعيه، ومعجم البابطين لشعراء العربية، وإضافات ببليوجرافية.

وكان آخر قصائده ما نظمه قبل رحيله بأسابيع قصيدة بعنوان: «إعصار» وهي: إذا العاصف انقضً عبر الأثير

شهابًا يروع الربى والبطاح فزلــــزل آفاقـــه بالزئـــير وألهـــر وألهـب بالبرق ظهـــر الرياح ومزق غيم البحـار المطــير

وطرق عيم بب تسار السهوب الفساح كذلك إعصار قلبي المسرير

متى سامني السهد حتى الصباح فإما استبد مني الضمير

فليس لإعصــــاره من رواح وما لي ســوى خالقي من مجير متى جمح القلب هذا الجماح(٢)

عبدالفتاح معروف (۱۳۰۹ – ۱٤۰۸ هـ = ۱۸۹۱ – ۱۹۸۸م)

قارئ مجوّد.



ولد في بغداد، وتتلمذ بالمقام على الملا جاسم سلامة ومحمد السيد عبد، وحوّد بقراءة مقام (المنصوري) و (الحجاز ديوان)، وكان حافظًا للقرآن ومن قرائه المشهورين، واختصَّ بأصول قراءة المواليد متأثرًا بأستاذه الملا عثمان الموصلي، شغل وظيفة مقرئ في وزارة الأوقاف، وكانت بدايته قارئًا بارعًا للمقام العراقي (1).

(۲) الجمهورية ع۱۲۲۶۹ (۲۱/۱۲/۱۱) وع ۱۲۲۲۱ (۱۹۸۸/۷/۱۸)، الأخبار ع۱۰۹۸۹ (۱۲/۲۱/۱۱) هـ)، شعراء أم كلثوم ص۲۶۶، أهل الفن ص۱۹۲.

(٣) موسوعة أعلام العراق ١٤٧/٢.

عبدالفتاح المغربي = عبدالفتاح محمد المغربي

عبدالفتاح يحيى = يحيى الطاهر

عبدالفتاح يونس العبيدي (١٣٦٤ - ١٤٣٢هـ = ١٩٤٤ - ٢٠١١م) رئيس أركان جيش التحرير الوطني.



ولادته في منطقة الجبل الأخضر بليبيا، وانتماؤه إلى قبيلة العبيدات، من أكبر القبائل شرقى ليبيا. التحق خلال شبابه بحركة الضباط الوحدويين الأحرار، التي كانت تُعدُّ لانقلاب عسكري على النظام الملكي، وحدث ذلك بالفعل بانقلاب الفاتح من سبتمبر عام ١٩٦٩م (١٣٨٩هـ) الذي تمخض عنه نظام العقيد معمر القذافي، وشارك المترجم له في الانقلاب، حيث تولى مهمة اقتحام محطة إذاعة بنغازي الرئيسية في ليلة الانقلاب، وكان عمره آنذاك (٢٥) عامًا. وبعدها حصل على العديد من المناصب العالية في السلك العسكري للدولة، من أهمها رئاسة القوات الخاصة الليبية التي قادها في عدة حروب ليبية، مثل المناوشات المصرية الليبية، والصراع الليبي التشادي، وكان أعلاها تسلمه حقيبة وزارة الداخلية عام ١٤٣٠هـ (٢٠٠٩م). وبقى في هذا المنصب حتى ١٨ ربيع الأول ١٤٣٢هـ (٢١) شباط فبراير ٢٠١١م حين أعلن الشعب ثورته على النظام الدكتاتوري في البلاد في ١٧ فبراير، فانضم إلى الثورة بعد يومين من استقالته

من جميع مناصبه في الدولة، استقال بعد معرفته بحجم الجحزرة التي كان ينوي القذافي تنفيذها، وهو قصف المتظاهرين في المدينة بالطائرات الحربية، فتنحى إثر ضغوط قبلية عليه، ونظم الشؤون العسكرية للثوار، وأنشأ لهم وحدات عسكرية تنظيمية، وعيِّن آخر الأمر رئيسًا لأركان جيش التحرير الوطني الليبي، الذي أسِّس لمواجهة الجيش الليبي تحت إمرة القذافي، من قبل المحلس الوطني الانتقالي الذي رأسه مصطفى عبدالجليل. وأعلن مقتله في بنغازي بعد تعرضه لإطلاق نار يوم ۲۷ شعبان، ۲۸ يوليو، بعد أن تعرَّض لعدة محاولات اغتيال سابقة، واختلفت الأقوال في سبب مقتله، منها أنه كان متعاطفًا مع النظام السابق. لكن ذكر رئيس «الجلس الوطني الانتقالي» الليبي مصطفى عبد الجليل، أن يونس كان يتنافس مع بعض قادة الثوار على قيادة المرحلة، إضافة الى خلافات قديمة مع جهات سلفية، وهو ما أدى الى فتح تحقيق معه ثم مقتله، أثناء محاولته الخروج من مقرِّ توقيفه، بعدما صدر قرار بالإفراج عنه بسبب غياب قاضي التحقيق، وهو ما رفض تنفيذه حرّاس السجن، الذين عمدوا إلى قتله بعد تلاسن معه(١).

عبدالفضيل سرحان سالمان (١٣٥٥ - ١٤٢٧ه = ١٩٣٦ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالقادر إبراهيم حشاني (١٣٧٦ - ١٤٢٠ه = ١٩٥٦ - ١٩٩٩م) أحد القيادات الإسلامية المؤثرة في الجزائر.

(۱) الجزيرة نت ۲۸ شعبان ۱۶۳۲هـ، العربية نت ۲۷ شعبان ۱۶۳۲هـ، الموسوعة الحرة شعبان ۱۶۳۲هـ، الموسوعة الحرة ۲۰۱۱/۷/۲۹



ولد في مدينة قسنطينة، ابن المجاهد إبراهيم حشاني أحد قادة ثورة التحرير الوطني بالشرق الجزائري، تخرَّج من معهد البيتروكيمياء ببومرداس بشهادة مهندس، عيِّن في شركة سوناطراك لمدة ٩ سنوات، وكان أحد مسؤولي مشروع الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا بمدينة سكيكدة. بدأ نشاطه السياسي نحو عام ١٣٩٠هـ، واعتقل لأول مرة سنة ١٤٠٢هـ مع كوكبة من الدعاة والمشايخ فيما عُرف بأحداث تجمع مسجد جامعة الجزائر المركزية، وسُحب منه جواز سفره ليُمنع من الخروج لإتمام دراسته في الخارج. وفي سنة ١٤٠٩هـ (١٩٨٩م) بعد الانفتاح السياسي التي شهدته البلاد، كان من بين الأعضاء المؤسّسين للجبهة الإسلامية للإنقاذ، وقد تزعمها بعد اعتقال الشيحين عباس مدني وعلى بلحاج إثر أحداث ١٤١١هـ (جوان ١٩٩١م)، وسمى رئيس المكتب التنفيذي للجبهة الإسلامية للإنقاذ، وكان صاحب إنحازات محورية في الممارسة السياسية للجبهة، فهو الذي قادها نحو فوزها الشهير بالأغلبية النيابية عام ۱٤۱۲هـ (۱۹۹۱م). وکان رجل المصالحة والحوار، استطاع بحنكته السياسية مراوغة كل مناورات النظام، واعتقل للمرة الثانية في سبتمبر ١٩٩١ بذريعة خطبه النارية، وبعد انقلاب يناير ١٩٩٢ دعا أتباعه إلى الصبر والهدوء وعدم السقوط في فخ الانقلابيين، واعتقل مرة ثالثة في ٢٢ يناير ١٩٩٢ بتهمة تحريض أفراد الجيش على العصيان، وفي الحقيقة لم يأمر أفراد

الجيش إلا بحماية خيار الشعب من أجل حفظ استقرار الوطن ووحدة الجزائريين. وبقى في سجن سركاجي بالجزائر العاصمة مدة ٥ سنوات بلا محاكمة، وخلال أسره تعرض رحمه الله لأشد أنواع التعذيب، وفي السجن شاهد الجحزرة التي قتل فيها المئات من المعتقلين، وفي مقدمتهم الشيخ يخلف شراطي مقرئ الديار الجزائرية وأحد قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وبعد خروجه من السجن واصل جهاده السلمي، وبعث رسالة إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لكن دون نتيجة، ومُنع من حقوقه المدنية، كما مُنع من مغادرة العاصمة، لكنه لم يهن ولم يستكن للذين ظلموه والذين ظلموا هذا الشعب عقودًا من الزمن، بل واصل جهاده السلمي. وأصبح عنصرًا مقلقًا للدولة، رافضًا الحلول الوسطى والمساومات اللا أخلاقية من طرف النظام، فنالته أيادي الغدر في ١٤ شعبان، ٢٢ نوفمبر ١٩٩٩م بالجزائر العاصمة. عليه رحمة الله (٢).



عبدالقادر إبراهيم حشاني كان من زعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ

### عبدالقادر إبراهيم العزاوي (١٣٦٧ - ١٤٠٣ هـ = ١٩٤٧ - ١٩٨٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

<sup>(</sup>۲) المختمع ع۱۳۷۸ ص۱۱۸، ۵۵، وع ۱٤٠٤ ص۲۰، التذکرة ۲۱۹/۲، موسوعة الحرکات الإسلامية ص۲٤۷، مدونة الدکتور نبیل علیش لدی وورد برس کوم ۲۰۱۰/۱۰/۲۲م.

### عبدالقادر أحمد البراك (۱۳۲۲ - ۱۲۱۵ه = ۱۹۲۳ - ۱۹۹۰م) محرر صحفي.



ولد في كرخ بغداد. كتب وأحبّ الصحافة وهو فتى، فأصدر جريدة (الأمالي) سنة وجريدة (الأمالي) سنة وجريدة (الميثاق) سياسية أسبوعية، و(الأيام) يومية سياسية سنة ١٣٨٢هـ و(الأيام) و (البلد) سنة ١٣٨٢ – ١٣٨٧هـ ورأس تحرير مجلة «المصور» وجزيدة «الحياد». ومات في ٤ شعبان ٥ كانون الثاني.

وله من الكتب: أعلام من الشرق، ذكريات أيام زمان، هكذاكان (ديوان شعر مخطوط)(۱).

### عبدالقادر أحمد حداد (١٣٦٥ - ١٤٠٩ هـ = ١٩٤٥ - ١٩٨٨م)

من أبرز شعراء الدعوة الإسلامية.

ولد في مدينة حماة بسورية، ونشأ في بيت كريم، وجد فيه رعاية وتوجيهًا سليمًا، ودرس حتى نال إجازة في الأدب العربي من جامعة دمشق، ثم نال دبلومًا من معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة، وكان يعمل في حقل التعليم مدرسًا ومربيًا، أمضى أكثر حياته مدرسًا لمادة اللغة العربية. وكان عضوًا من أعضاء رابطة الأدب الإسلامي.

(۱) بحالس الأدب في بغداد (ص٣٤، ٣٤٠)، موسوعة أعلام العراق ١٣٦١، أعلام الأدب في العراق الحديث أعلام الأدب في العراق الحديث ١٤٦/٣)، معجم المؤلفين العراقيين ٩٩/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٩٣/٥، ووردت وفاته في بعض المصادر ١٩٩٤م).

وعدً أديبًا إسلاميًا فذًا، سخر مواهبه للدعوة والتربية، وعبَّر في شعره عن أصالة التراث الإسلامي وصوَّر آلام أمته وآمالها. وعندما أقدم الصهاينة عام ١٣٨٩ه على إحراق أونل القبلتين وثالث الحرمين ،كان لذلك أشد الوقع في نفسه، فقال في قصيدة بعنوان «الحريق في الأقصى»:

عجبًا لبيت الله كيـــف يُضام

من أمة طاشــت بما الأحــلام لم يبق في حرز سوى أقداســنا فإذا هوت فعلى الحياة الســلام

المسجد الأقصى وتُمُدر في دمي

نار كتلك، يزيدها الإضــــرام لم ننتــــبه إلا على إحراقــــه

لكأننا صـــرعى لهـم أحـــلام توفي في ٢٥ شعبان بالأردن.

أصدر مجموعة من أشعار الأطفال، منها «بستان الأناشيد للبراعم»، وله أيضًا «ملحمة بدر» وهي مجموعة شعرية في حماة، وديوان «ظلال الأماني»، و«من وحي المولد» مجموعة قصائد في المولد النبوي الشريف. إضافة إلى عدد من المجلات القصائد المنشورة في عدد من المجلات الإسلامية. وله رسالة صغيرة في «تسهيل الصرف»(۲).



(٢) المفيد في تراجم الشعراء والأدباء، شعراء اللحوة الإسلامية ٢/١٠٠٠، ونعته رابطة الأدب الإسلامي مع الإسلامية ٤٠٠٩/٣/١، ونعته رابطة الأدب الإسلامي ١٤٠٩/٣/٢١) مع ١٤٠٤ و العدد التالي، ص٤٤، والعدد التالي، الصفحة نفسها، من الشعر الإسلامي الحديث ص٢٩٢، معجم شعراء الطفولة ص٢٠٧، معجم الأدباء الإسلاميين

عبدالقادر أحمد السالوس (۱۳۳٤ - ۱۶۰۳ه = ۱۹۱۵ - ۱۹۸۲م) زجّال.

ولادته في قرية كفر البطيخ بمصر. درس في الكتّاب، وعمل في الزراعة، وعاش هموم المزارعين وأفراحهم، فكان معظم شعره في ذلك. انتقل إلى دمياط ليعمل ملاحظًا للعمال الزراعيين بملعب دمياط الرياضي حتى تقاعده، وانضمّ إلى جمعية الرواد الأدبية، شارك في أنشطة فنية وثقافية، ونشر إنتاجه في أغلب الصحف المصرية، وسجّلت له برامج إذاعية وتلفزيونية. مات يوم الاثنين ٨ محرم، ٢٥ أكتوبر.

عبدالقادر بن أحمد السقاف (۱۳۳۱ - ۱۶۳۱ه = ۱۹۱۲ - ۲۰۱۰م) شیخ داعیة.

صحبة زهور (مع أحمد سليمان حجاب

وزکی عمر)<sup>(۳)</sup>.



من مواليد مدينة سيؤون بحضرموت، وأخذ عن جملة من علمائها، منهم أحمد بن عبدالرحمن السقاف، وحامد ابن علوي البار، وعبدالله بن عمر الشاطري، وعن بعض علماء الحرمين الشريفين. وكان له دور في نشر الدعوة الإسلامية، فكان صاحب رحلات عدة لأجل ذلك، في أندونيسيا والشام ومصر وإفريقيا والعراق وغيرها، والتقى بكبار العلماء فيها.

(٣) دمياط الشاعرة ص١٣٧.

طلبة العلم، كما درَّس في مدرسة النهضة وغيرها. وتوفي فجر يوم الأحد ١٩ ربيع الآخر، ٤ نيسان (أبريل) بجدة.

### عبدالقادر أحمد عطا (٠٠٠ - ١٩٨٤ - ٠٠٠ - ١٩٨٤ م)

والتحقيق.

من مصر. «كان على حدة في طبعه مفطورًا على الخير، مطبوعًا على رقة الوجدان، ذا

له مؤلفات وتحقيقات عديدة، منها:

طه بن عمر الصافي في سيؤون، ودرَّس فيه

صدر فيه كتاب: جني القطاف من مناقب وأحوال الإمام العلامة عبدالقادر بن أحمد بن عبدالرحمن السقاف/ أبوبكر بن على المشهور. - المدينة المنورة: دار المهاجر، ١٤١٩ه، ١٧٢ص.

وله ترجمة لوالده، وديوان شعر، وقام بعض تلامذته بجمع كلامه في كتاب، ذكر أنه «تحت الطبع». وصدر كتاب بإشراف منه على تحقيقه، عنوانه: مختصر تشييد البنيان لعمر بن محمد السقاف (ت١١٩هـ)(١).

# كاتب إسلامي مكتثر من التأليف

مروءة ومودة»<sup>((۲))</sup>.

حقائق الإسلام وأسراره/ عبدالغني بن إسماعيل النابلسي (دراسة وتحقيق)، من أسرار التنزيل/ فخر الدين محمد بن عمر الرازي (تحقيق)، تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطى (دراسة وتحقيق)، روضة التعريف بالحب الشريف/ لسان الدين بن الخطيب (تحقيق وتعليق وتقديم)، السراج الوهاج في حقائق الإسراء والمعراج/ لأبي إسحاق محمد بن إبراهيم النعماني (تحقيق وتعليق)، عجائب القرآن/ فخر الدين

الرازي (تحقيق)، أسرار ترتيب القرآن للسيوطي (تحقيق)، هذا حلال وهذا حرام، تلاث رسائل في عقيدة المسلم/ للحارث المحاسبي والإمام الغزالي (تحقيق)، مكفرات الذنوب وموجبات الجنة لابن الديبع الشيباني (هذبه وزاد عليه)، تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء أهل الحديث لابن قتيبة (تحقيق)، عمل اليوم والليلة: سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه/ أبو بكر بن السنى (تحقيق). وله مؤلفات وتحقيقات أخرى كثيرة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)



عبدالقادر أحمد اليوسف (+371-31312=1781-38819) باحث مؤرخ.



ولد في مدينة «سوق الشيوخ» التابعة لمحافظة الناصرية بالعراق، واصل دراساته العليا في أمريكا فنال الدكتوراه في التاريخ من جامعة (أيوا)، عاد وعيِّن أستاذًا للتاريخ في جامعة بغداد، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في موضوعات التاريخ الحديث والمعاصر، وأسهم في تأسيس جامعة طرابلس بليبيا.

وكان يرى أن الصراع بين الشرق والغرب صراع دائم وحتمى بسبب مطامع الغرب ورغبته في التوسع والسيطرة والحيلولة دون نحضة المنطقة.

وله كتب، منها: الإمام على الرضا ولي عهد المأمون، الإمبراطورية البيزنطية، تطور الجنس والتربية الجنسية (ترجمة بالمشاركة)، الإمام الحسن بن على عليهما السلام وعام الجماعة، العصور الوسطى الأوروبية ٤٧٦ - ١٥٠٠، علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر، موجز جغرافية العراق والبلاد العربية (مع حسن طه النجفي)، دراسات تاریخیة (حول الإمبراطورية العثمانية، مخطوط أو مفقود). وله بحوث نشرت في مجلات علمية<sup>(٣)</sup>.

### عبدالقادر أرناؤوط = عبدالقادر حسين أرناؤوط

### عبدالقادر الأرناؤوط (7371 - 07312 = 1781 - 3... 79) محدِّث جليل، محقِّق عا لم.

اسمه في الهوية الشخصية «قدري بن صَوْقل بن عَبْدُول بن سِنان...»، واسمه أعلاه هو شهرته. و «الأرناؤوط» لقب أطلقه الأتراك على كل ألباني.



ولادته في قرية «فريلا» بإقليم كوسوفا في يوغسلافيا. رحل مع والده وأفراد عائلته إلى دمشق، وكان عمره ثلاث سنوات.

<sup>(</sup>٣) موسوعة أعلام العراق ١٤٨/٢، معجم المؤلفين العراقيين ٢٩٩/٢، مدونة الدكتور إبراهيم العلاف (٢٠١٠/٣/٥).

<sup>(</sup>١) شبكة حضرموت العربية (إثر وفاته)، موقع عمون ٥/٤١٠/٤/م، الموسوعة الحرة ٢٠١١/٢/٣م، رأي الإخبارية ٤/٤/١٠١م.

<sup>(</sup>٢) قاله صديقه السيد الجميلي في إهداء له إليه على كتاب «الروح» لابن قيم الجوزية، الذي قام بتحقيقه. والسنة المثبتة لوفاته هي على أغلب الظن.

تعلم في مدرسة «الإسعاف الخيري» وحصل منها على الشهادة الابتدائية، ترك الدراسة وعمل ساعاتيًا، وكان يتعلم القرآن والفقه مساء، ثم انضمَّ إلى حلقة الشيخ عبدالرزاق الحلبي في الجامع الأموي ينهل من العلم ويثابر على تعلم الشرع واللغة والأدب، وركز على الحديث الشريف وبرع فيه. ومن شيوخه سليمان غاوجي، وصبحى العطار، ومحمد صالح الفرفور. ودرس علوم الحديث النبوي ومصطلحه على الشيخ عبدالله الحبشى الهرري ونال منه إجازة في «الأربعين العجلونية». رحل إلى بلاد عديدة داعية ومعلمًا، وخاصة إلى مسقط رأسه وما حوله، إضافة إلى بلاد عربية وإسلامية، مشاركًا في المؤتمرات وإلقاء المحاضرات والندوات العلمية. ولم یکن یتقید بمذهب معین، بل کان سلفیًا معتدلًا، ومتأثرًا بدعوة الإحوان المسلمين، وخاصة العلامة عصام العطار، وغيره. درَّس علوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في المدرسة التي تخرَّج منها، ثم درَّس الفقه والقرآن في المعهد العربي الإسلامي، ثم معهد الشيخ بدر الدين الحسني، إضافة إلى قيامه بتدريس طلبة من بلدان مختلفة مادة الحديث ومصطلحه وغير ذلك، وتدريس الألبانيين منهم بلغتهم. كما ألقى دروسًا في علم الحديث في بعض مساجد دمشق. وكان مدافعًا عن السنة الشريفة، عرفه أهل دمشق وغيرها في خطبه على المنابر، وفي دروسه في المساجد بجرأته على قول الحق، وبمنهجه في الدعوة، وقد خطب في جامع «الديوانية البرّانية» (١٥) عامًا، و(١٠) سنوات إمامًا وخطيبًا في جامع عمر بن الخطاب الذي قام ببنائه مع أهل الخير، ثم في جامع المحمدي خطيبًا نحو (٨) سنوات، وأوقف عن الخطابة، كما مُنع من الخطابة في المناسبات العامة، لكنه لازم الوعظ والتدريس في مناسبات ما.

من و مدد رسا أيضاً عنه الطلاس الذيم جا ورادمن المعلى والديم المعلى المراد المعلى المراد المعلى المراد المعلى المع

#### عبدالقادر الأرناؤوط (خطه وتوقيعه وختمه)

ولازم المكتبة الظاهرية مدة طويلة، ينظر في مخطوطاتها ويحققها، وتكوَّنت لديه مكتبة عامرة وخاصة بكتب الحديث وعلومه. وعمل نحو (١٠) سنوات مديرًا لقسم التحقيق والتصحيح في المكتب الإسلامي بدمشق بصحبة الشيخ شعيب الأرناؤوط منذ بداية سنة ١٣٨٠هـ، ثم ترك العمل فيه إثر خلاف بينه وبين صاحبه، وعاد متعاونًا معه حتى وفاته. وكان يتميز بسلامة اللغة، وقوة الحافظة، والورع، ومحبة الناس، وله معرفة بأحكام الحلال والحرام، كما تميز بحفظ الأحاديث النبوية وضبطها ومعرفة الأحكام المترتبة عليها وتخريجها. وكان ذا خُلق رفيع، يحترم أهل العلم، ويجدون فيه أنسًا وفضاً وحبًا للسنة النبوية والعناية بها. وكان به عرج خفيف قديم. ومن أقواله رحمه الله: «نريد من ينصح دون أن يقدح أو يمدح، لا نريد سلفية تنطح ولا صوفية تشطح»، «علينا أن ننبه أصحاب البدع لا أن نكفّرهم ونفسِّقهم ونبدّعهم». وتعرّض لمحاولة اغتيال في أواخر عمره ونجَّاه الله، كما ذُكر له ذلك وباح هو به. توفي صباح يوم الجمعة ١٣ شوال، ٢٦ تشرين الثاني (نوفمبر).

ومما كتب فيه: كشف اللثام عن أحد محدِّثي الشام المحدِّث الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط/ جمع وإعداد محمود محمد جميل الكسر.- بيروت: دار المأمون للتراث، ١٤٢١هـ،

۷۷ص. له رسائل صغيرة تأليفًا، وحقَّق أكثر من (٥٠) كتابًا، حيث كان يفضِّل التحقيق على التأليف. ومن تآليفه المطبوعة: الوجيز

في منهج السلف الصالح، وصايا نبوية. وله «رد على افتراء» حول الذين حذفوا بعض كلامه من كتاب الأذكار للنووي. ومن تحقيقاته العديدة: الأذكار للنووي، كتاب التوابين لابن قدامة، تفسير القرآن للأمرتسري، التوحيد لابن عبدالوهاب، جامع الأصول لابن الأثير، زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، شذرات الذهب لابن العماد (مع محمود الأرناؤوط)، شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم لابن كثير، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن القيم، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية، مختصر شعب الإيمان للقزويني، المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لأبي اليمن العليمي (إشراف وتخريج)، الوابل الصيب لابن القيم، وصايا العلماء عند حضور الموت لابن زبر (تخريج

### عبدالقادر إسماعيل (۱۳۲٦ - نحو ۱۶۰۱هـ = ۱۹۰۸ - نحو ۱۹۸۱م) محرر صحفي شيوعي.

وتعليق). وله غيرها من مطبوعًا ومخطوطًا

ذكرتها في (تكملة معجم المؤلفين) (١).

(۱) وترجمته من الكتاب الذي صدر فيه، ومن الموسوعة للموجزة مج  $0 - 0 \cdot 1$ ، معجم المؤلفين السوريين 0.7، للمجلة الحرس الوطني 0.77 (محرم 0.72 هـ) 0.77، الرياض 0.77 (محره 0.77 هـ) المجتمع 0.77 (خو القعدة 0.77 (خو القعدة 0.77 (خو القعدة 0.77) الاستقامة المبحرين) 0.77 (البحرين) 0.77 (جمادی الأولی والآخرة 0.77 (هـ) 0.77 (م.) محلة الثقافة (سوریة) صفر 0.77 (م.)

ولد في قرية جاناري بمقاطعة السند جنوب

باكستان، درس أنواع العلوم الشرعية حتى

برع، وأرسله والده إلى الحجاز لزيادة طلب

العلم، فاستقرَّ بالمدينة المنورة، وتجنس

بالجنسية السعودية من بعد، وحصل على

ولد في بغداد من أصل أفغاني. تخرج في مدرسة الحقوق. أصدر في أيار ١٩٢٩م صحيفة (المستقبل) وكان مديرها المسؤول، وصدر منها (٩) أعداد. وكان المدير المسؤول لصحيفة (الشباب) أيضًا، واشترك في إصدار جريدة (الأهالي)، وتأسيس جمعية الإصلاح الشعبي. انتخب نائبًا عن بغداد في شباط ١٩٣٧م. تطرَّف في مبادئه الاشتراكية حتى اعتنق الشيوعية، حوكم مرارًا وسُجن وأسقطت عنه الجنسية العراقية، فغادر إلى سورية ثم موسكو. عاد إلى بغداد بعد ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨م فأصدر جريدة يومية سياسية باسم (اتحاد الشعب) وجعلها لسان حال الحزب الشيوعي، واحتجبت في السنة التالية. وظل مخلصًا للشيوعية داعيًا لها في السرّ والعلن، داخل العراق وخارجه، وظهر للأنظار زعيمًا شيوعيًا. تعرض لصعود المشنقة ونحا بأعجوبة! أرغم على الظهور في التلفزيون عام ١٣٨٣ه لبيان ندمه على اعتناق المبادئ الشيوعية.

> المنافقة الم أيس من الإنعاق معادرة مزين العوال وتبييرها الفائزين

عبدالقادر إسماعيل أصدر جريدة (اتحاد الشعب) الناطقة باسم الحزب الشيوعي

نشر قصصًا سنة ٢٩ - ١٩٣٠م في بحلات عراقية، ونسبت إليه رواية «من بنات الناس» المطبوعة في دمشق سنة ۱۳۵۸ه باسم «عربی عراقی»<sup>(۱)</sup>.

عبدالقادر أوكير القاضي (۲۳۰ - ۰۰ غ ۱ه = ۲۰۶۱ - ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالقادر البدري = عبدالقادر بن عبدالقادر البدري

عبدالقادر البراك = عبدالقادر أحمد البراك

(١) أعلام الأدب في العراق الحديث ١٧١/٣.

### عبدالقادر بعطوش (9371 - 37312 = 1781 - 71.79)

شيخ متصوف.

شيخ الزاوية الشاذلية ببئر الجبر في وهران بالجزائر، إمام مسجد السلام بوهران، تربّى عليه المئات منذ عام ١٣٧٧هـ. توفي يوم الأربعاء ٤ ربيع الآخر، ١٤ شباط (فبراير)<sup>(۲).</sup>

عبدالقادر البيطار = عبدالقادر محمد سعيد البيطار

عبدالقادر التلمساني (۱۳۶۳ - ۱۹۲۶ه = ۱۹۲۶ – ۲۰۰۳م) من رواد السينما التسجيلية.



ولد في القليوبية. تخرَّج في معهد الدراسات العليا السينمائية، حصل على شهادة من معهد الفلمولوجيا بالسوربون. له أفلام روائية وأعمال تسجيلية سينمائية، وكتب تمثيليات للإذاعة والمسرح، كوَّن شركة باسم «شركة أفلام التلمساني إخوان» مع أخويه. توفي يوم ١٥ رجب، ١١ سبتمبر. من مؤلفاته: السينما التسجيلية المصرية في ٧٥ عامًا، وترجم كتاب: فنون السينما(٣).

عبدالقادر بن حبيب الله السندي (0071 - 11316 = 1791 - 19919) محدِّث وعالم سلفي.

(٢) شبكة روضة الرياحين ٢٠١٣/٢/٢٠م.

الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة في أول دفعة لها، وقد أحبَّ الحديث وأهله ودرَّس مادته في معهد الحرم المكي، ثم في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية، وكان رحَّالة، سافر إلى معظم بلاد العالم، والتقى بعلماء في قارات أربع، على الرغم من كونه مصابًا بداء السكر لنحو نصف قرن، وكان حربًا على التصوف. جمع مكتبة نادرة فيها كتب تراثية ومخطوطات قيمة نادرة، وقد أوقفها على دار الحديث بالمدينة المنورة. وشيوخه كلهم سلفيون، ومن تلامذته مقبل الوادعي، ولم ينتم إلى جماعة، وكان متسامحًا، جوادًا، بكاء. وكتب مقالات. توفي في شهر شوال. له تصانيف مطبوعة تأليفًا وتحقيقًا، منها:

أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان/ محمد أشرف سندهو (تحقيق وتخريج)، التصوف في ميزان البحث والتحقيق والردُّ على ابن عربي الصوفي في ضوء الكتاب والسنة (٧٧٥ ص)، الحجاب في الكتاب والسنة، الذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة تبوك (٢مج) (أصله رسالة ماجستير)، السنة النبوية وشبهات بعض الناس حولها، رفع الجُنة أمام جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، كبار المعتزلة وضلالهم: مجموعة مقالات قديمة (اعتنی بها وزاد علیها سلیمان بن صالح الخراشي)، كتاب ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقيق، الكشف عن كشف الرين عن مسألة رفع اليدين (والكتاب الأصل لمحمد هاشم بن عبدالغفور السندي، ت ١٧٤ه)، لماذا ندافع عن السعودية، الأجوبة المكية على الأسئلة الباكستانية،

(٣) موسوعة أعلام مصر ص٣١٣، أهل الفن ص١٩٢٠

إزالة الشبهة عن حديث الغربة أو التربة، إذا لم تستح فاصنع ما شئت (وهو في حكم الاستعانة بالكافرين على الظالمين)، التصوف في ميزان البحث والتحقيق العلمي (وهو عنوان جامع لأربعة كتب، في أربعة أجزاء، ذكر اثنان منهما، والآخران: الردُّ الأوفر في الردِّ على فقه الشيخ الأكبر ابن عربي - ومعه: إتمام البحث والردِّ على الإنسان الكامل والقطب، فصل الخطاب في ردِّ مزاعم العزاب: دفاع عن شيخ الإسلام، الكافي في الفقه الخنبلي لابن قدامة المقدسي (تحقيق وتخريج أحاديث). وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

محديث الغربة أو التربة، الفقه الحنبلي والمنطق وعلوم البلاغة عن صنع ما شئت (وهو في الشيخ مصطفى الشطي، وبرع في العلوم بالكافرين على الظالمين)، حتى تفوَّق على أقرانه، ثم أقرأ الطلاب في البحث والتحقيق العلمي في دوما، وكان له درس خاص في جامع على لأربعة كتب، في أربعة حسيبة بالبلدة نفسها، واستمرَّ على ذلك ن منهما، والآخران: الردُّ حتى آخر حياته. كان عالمًا فاضلًا، كريم لمى فقه الشيخ الأكبر - الخلق، عفيفًا، يصبر على نوائب الدهر. الجام البحث والردِّ على اعتبر أحد مراجع الفتوى في دوما وقتذاك، والقطب، فصل الخطاب وكان سريع الإجابة، وشهد له بالذكاء وقوة عن شيخ الحفظ.

شارك في تصحيح وإخراج أكثر كتب الفقه الحنبلي التي طبعت في زمنه بدمشق (٢).

عبدالقادر حداد = عبدالقادر أحمد حداد

عبدالقادر الحتاوي (۱۳۱۹ - ۱۶۰۸ = ۱۹۰۱ - ۱۹۸۱م) فقيه حنبلي فاضل.



ولد في بلدة دوما شمال دمشق لأسرة فقيرة، وكان يشتغل بطلب العلم والعمل معًا. أخذ

 (١) موقع ينبع المستقبل (استفيد منه في ربيع الأول ١٤٣٣هـ)، ومقدمة تحقيق كتابه «المعتزلة وضالالهم» مع إضافات.

### عبدالقادر حسن العاصمي (۱۳۳۶ - ۱۶۱۰ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۹۱م) دبلوماسي، شاعر وأديب حداثي.



ولد في مراكش، حفظ القرآن في الكتَّاب. درس العربية وحاز العالمية من جامعة ابن يوسف، درَّس، مارس المحاماة، سفير في عدة دول عربية، رئيس قسم إفريقيا والشرق بوزارة الخارجية، مُثِّل دائم للمغرب لدى الجامعة العربية. مؤسِّس الحركة الوطنية بمراكش، ناضل ضد المحتلُّ الفرنسي، وكوَّن خلايا سرية للمقاومة. من مؤسِّسي حركة الشعر الحديث وحركة الحداثة في الأدب.

 (۲) تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ۱۳۲۸ع. وصورته من موقع مدينة دوما ۲۲۰۷/۹/۲۲م، وفيه أنه توفي ۱۹۸۰م.

مات يوم الأربعاء ١٥ شوال، ٦ مارس بالرباط.

مَكُوهُ بِمُدَّى عِ مُرَفُكَ مِنْ هُ رَئِيسِهِ مُوَكَفُوهِ (لَكُتُهُ بَا هُ رَئِيسِهِ مُوَكَفُوهِ (لَكُتُهُ بَا وَأَقَا مُوا لِيُعَذِّلِ حُيدًا لَسْدِيدًا مِيكُمَّةٌ مِثْ لُولِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ

#### عبدالقادر حسن (خطه)

دواوينه: أحلام الفجر، أغاريد للحرية والتحدي. وكان يجمع شعره ليضمَّه في أعمال كاملة.

ومما ذكر أنه له «تحت الطبع»: ذاكرة الوطن في القرن العشرين، مذكرات مكافح (٣).

عبدالقادر حسن القط (۱۳۳۰ - ۱۶۲۳ه = ۱۹۱۱ - ۲۰۰۲م) باحث وناقد أدبي.



ولادته في شرقية المعصرة بمنطقة بلقاس في الدقهلية. حصل على الدكتوراه في الأدب العربي والنقد الأدبي من جامعة لندن. عمل أمينًا عامًا بمكتبة جامعة القاهرة، رئيس قسم اللغة العربية بجامعة عين شمس، عميد كلية الآداب. رأس تحرير مجلة «الشعر» و «الجحلة» و «إبداع» و «المسرح والسينما». درَّس في جامعة بيروت العربية. عضو المجلس

(٣) موسوعة الأدباء والشعراء العرب ٢٠٠/٢، بيبليوغرافيا الشعر العربي الحديث والمعاصر بالمغرب (١٩٣٦ -٥٠٢٠٠م) ص٣٦، معلمة المغرب ٥٨٤٤/١٧، معجم البابطين ٢٥٨/٢، تراجم الشعراء والأدباء ص ١٧٨.

الأعلى للفنون. حضر العديد من المؤتمرات والندوات العربية والدولية، شارك في الحركة الأدبية وتبنى كثيرًا من التيارات الأدبية المصرية الجديدة، وكان من ألمع تلامذة طه حسين، شأنه شأن محمد مندور ولويس عوض وسهير القلماوي. ناصر الشعر الحر عند توليه رئاسة تحرير مجلة الشعر، ولكنه كان متحفظًا من إعطاء الجائزة الشعرية لأصحابها عندما رأس لجنة جوائز الدولة فيه. أسهم في نقل الفكر العالمي إلى العربية بترجمة كثير من الأعمال الأدبية، ونقد ظواهر طرأت على المحتمعات الجديدة مثل كرة القدم... وقالوا: خاض معارك ثقافية انحاز فيها إلى كل ما هو جديد وأصيل، وكان مدافعًا عن حرية «المبدع» ولو خرج على الأعراف الاجتماعية المحافظة، وهذا كان رأيه من أزمة رواية «وليمة لأعشاب البحر» المعروفة، المليئة بالكفر والإلحاد، فكان مدافعًا عن حق مؤلفها(١)!! حصل على جائزة الملك فيصل العالمية للأدب عام (٤٠٠)، وجائزة الدولة التقديرية، ومات بعد خمسة أيام من فوزه بجائزة مبارك للآداب بعد منافسة مع شوقى ضيف، يوم الأحد ٥ ربيع الآخر، الموافق ١٦ حزيران (يونيو).

ومما كتب فيه: عبدالقادر القط والنقد العربي/ عبدالحميد

القط (٢٥٤ص).

عبدالقادر القط: ذكريات عمر/ عبدالبديع عبدالله (١٢٥ ص).

(١) مؤلف الرواية من الساحل السوري، ومما جاء في مجمع البحوث الإسلامية عن هذه الرواية: «إن الرواية مليئة بالألفاظ والعبارات التي تحقر وتحين جميع المقدسات الدينية بما في ذلك ذات الله – سبحانه وتعالى – والرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم، واليوم الآخر، والقيم الدينية، ومن ذلك أنها تستهزئ بذات الله، مثل وصفه بأنه «فنان فاشل» ص ١٩، وأنه نسي بعض مخلوقاته من تراكم مشاغله التي لا تحد في بلاد العرب وحدها (ص٢٥٧)... محلة الأزهر ح٣، سر٢٥ (ربيع الأول ١٤٢١).

المنهج النقدي عند الدكتور عبدالقادر القط/ قطب عبدالعزيز بسيوني (٣٥٢ص). ومن آثاره: مفهوم الشعر عند العرب، في الأدب المصري المعاصر، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، في الأدب العربي المعاصر، في الأدب العربي الحديث، فن الترجمة، هاملت لشكسبير (ترجمة)، الابن الضال لريتشارد سون (ترجمة)، في الشعر الإسلامي والأموي، ذكريات شباب (شعر)، فن المسرحية، قضايا ومواقف، ريتشارد الثالث لشكسبير (ترجمة). وكتب أخرى أوردتها له في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

عبدالقادر حسين أرناؤوط (١٣٥٥ - ١٤١٣ه = ١٩٣٦ - ١٩٩٢م) فنان تشكيلي شاعر.



ولد في دمشق. تخرج في أكاديمية الفنون الجميلة بروما، وفي المدرسة الوطنية العليا للفنون بباريس. أحد أهم العاملين في مجال الإعلان والفنون الجرافيكية على الصعيد الوطني والعربي والعالمي. حاز الجائزة الأولى لإعلان مدينة «تريفي» الإيطالية عام

(۲) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢١٣، موسوعة أعلام مصر ص٢١٤، الموسوعة العربية العالمية العالمية العالمية العالمية العالمية العالمية العالمية موسوعة الأدباء والشعراء العرب ٢٠٠/٢، حائزة الملك فيصل العالمية ص٢١٤، الحرس الوطني ع٢٧١ ص٢١، الحياة ع(١٤٣٣) و(١٤٣٣١) و(١٤٣٤٩)، فصول المحدة الأزهر ع٧ (رمضان ١٤٠١هـ) ص١٥٨٨، الأسبوع بالأدبي ع٦٨٨.

١٩٦٤م، والجائزة الأولى لإعلان المعرض الثاني للأثريات في منطقة روما في العام التالي. عمل في مجال الإعلان، وتصميم الأغلقة، والفنون الجرافيكية عامة. أستاذ في قسم الاتصالات البصرية بكلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق، ورئيس القسم حتى وفاته. قام بوضع ملصقات معرض دمشق كما وضع ملصقات وشعارات المهرجانات المؤتمرات والتظاهرات الفنية والثقافية في سورية والأردن وغيرهما من الدول العربية. ومارس إلى جانب ذلك كتابة الشعر، وإنتاج اللوحة التعبيرية ذات الطابع الزخرفي. توفي يوم الجمعة ١٥ صفر، الموافق ١٤ آب توفي يوم الجمعة ١٥ صفر، الموافق ١٤ آب (أغسطس).



عبدالقادر حسين أرناؤوط وضع ملصقات معرض دمشق الدولي منذ بداياته وحتى وفاته

ووضع عدة مؤلفات في مجالي الشعر والفنون، منها: رماد على أرض باردة/ رسم نذير نبعة (٢٠).

### عبدالقادر حشاني = عبدالقادر إبراهيم حشاني

عبدالقادر الحصان = فايز محمود

عبدالقادر الحفَّار = عبدالقادر حقي الحفَّار

عبدالقادر حقي الحفَّار (١٣٢٤ - ١٤٠٨هـ = ١٩٠٦ - ١٩٨٨م) كاتب صحفي.

(٣) جريدة تشرين ع٤٢٧ (١٩٠٥ (١٩١٣هـ) (إعداد عمد نور يوسف)، الفيصل ع١٩١ (جمادى الأولى ١٩١٣هـ) ص١٤١، معجم المؤلفين السوريين ٢٧، أعضاء اتحاد الكتاب العرب ٤٠.



من حلب. تعلم في المدرسة العثمانية، ثم عمل في الصحافة، وهو صاحب جريدتي (الجهاد) و (نداء العروبة)، والأولى أصدرها عام ١٣٤٥هـ (١٩٢٧م) وكان مديرًا لإدارتها ورئيس تحريرها المسؤول، واستمرَّت طويلًا، ثم ظهرت باسم «الجهاد العربي»، ثم «مراحل الجهاد» وكان صاحبها محمد فهمى الحفار. شارك في الحركة الوطنية أيام الاحتلال الفرنسي، وبقى في الصحافة عشرين عامًا، وتولى عدة وظائف حكومية. له: عشرون عامًا في الصحافة(١).

عبدالقادر حمزة كوشك (VOT1 - 1131a = PTP1 - VPP15) مهندس ومخطط معماري إسلامي.



ولد في مكة المكرمة. حصل على دبلوم من معهد الراديو والتلفزيون بمصر، وإجازة في هندسة العمارة من جامعة القاهرة، وماجستير عمارة وتخطيط بيئة من أمريكا، ودكتوراه فلسفة في التخطيط العمراني من جامعة عين شمس. مهندس معماري بوزارة

(١) معجم الجرائد السورية ص٣٨٢، موقع اكتشف سورية (١٤٣٢هـ) وصورته من كتاب: مكتبة الملك خالد ابن عبدالعزيز آل سعود.

الداخلية، وكيل وزارة مساعد للشؤون مسؤولًا بوكالة البلديات. ألقى محاضرات

الفنية بوزارة الشؤون البلدية، أمين العاصمة المقدسة، الأمين العام لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية والمشرف العام على مجلتها، عضو لجان كثيرة مع عضوية مجلس الشورى. رئيس نادي الوحدة الثقافي الرياضي بمكة، رئيس مجلس إدارة شركة التكافل وإعادة التكافل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسلطات المحلية، عضو الجمعية الأمريكية للتصوير الضوئي والاستشعار عن بُعد حتى وفاته. أنشأ أول جهاز فني لوزارة الشؤون البلدية، وكان مسؤولًا عن تصميم كافة مشاريع البلديات بالسعودية، وأسهم في إنشاء أول معهد للمساعدين الفنيين. درَّس مادة عمارة الأرض، ومادة الإدارة الهندسية في جامعة الملك سعود، وكان العقل المدبّر لتخطيط وتطوير مكة المكرمة منذ أن كان



خطاب من عبدالقادر كوشك وفيه توقيعه

وندوات عديدة في الدعوة إلى تأصيل العمارة وتخطيط المدن بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح، وذلك في جامعة الملك سعود، وجامعة أم القرى، ونادي مكة الثقافي الأدبي، ونادي أبما الثقافي الأدبي، والجمعيات والمنظمات الدولية. حصل على أوسمة. له مقالات كثيرة في الدوريات.

توفي بتاريخ ١٧ ربيع الأول، ٢٣ تموز



عبدالقادر حمزة كوشك كان أمين العاصمة المقدسة... وأمين عام منظمة المدن والعواصم

وله كتابان: أحياء المنازل المتحركة وعلاقتها بتخطيط المدينة، الحلول التخطيطية لخدمات الحجاج في منطقة المشاعر المقدسة بمكة المكرمة مع التركيز على دراسة مشاكل ذبح الهدي والفدو.

ومن مؤلفاته: الحلول التخطيطية لخدمات الحجاج في منطقة المشاعر المقدسة (رسالته في الدكتوراه)، أحياء المنازل المتحركة وعلاقتها بتخطيط

عبدالقادر الخلادي = عبدالقادر محمد الخلادي

المدينة<sup>(٢)</sup>.

(٢) موقع كوشك نت، مع إضافات من مواقع أخرى، وخطابه من منتديات وحداوي.

#### **عبدالقادر الدردوري** (۱۳٦۲ - ۱۳۳۱ه = ۱۹۶۳ - ۲۰۱۱م) أديب يساري.



ولادته في قليبية بولاية نابل في تونس. تعلم الثانوية في الزيتونة، ولكنه كان ناقمًا وثائرًا عليها، تابع تعليمه الجامعي بتونس العاصمة، ودرَّس، وترأس نادي الأدب والمسرح باللجنة الثقافية بقليبية، كما ترأس منظمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في فرع قليبية. وكان من رموز اليسار بتونس. كتب الرواية والقصة القصيرة والمسرحية وقصص الأطفال والمقالة الأدبية، ونشرها في دوريات عربية وتونسية. توفي يوم السبت ٢٦ محرم، الأول من يناير. صدرت له مجموعة قصصية بعنوان: الزوبعة

وذكر أن له أربع مجموعات قصصية غير منشورة، هي: ما لم يقله الراوي عن ذبًان الخريف، زهرة الجرح النازف، إنما النشيد على المسرّة، حكايات لم يروها العروي. وكذلك أربع مسرحيات: الدم الأخضر، هنا على صدوركم باقون، الأخطبوط، رحلة خاصة.

وقصص للأطفال ومقالات نقدية، منشورة وغير منشورة (١١).

### عبدالقادر ذبیح الله ( . . . - ۱۹۸۶ م )

أحد أبرز القادة العسكريين في الجهاد وأعضائه السابقين بأفغانستان.

(١) مما كتبه بوراوي عجينة في موقع نادي القصة
 ٣/١/١١١١م.



وكان القائد العام للثورة المسلحة للمجاهدين في مقاطعة مزار شريف في شمال أفغانستان والمناطق المتاخمة مع حدود الاتحاد السوفيتي.

و «ذبيح الله» لقبه الجهادي الحركي. أكمل دراسته بالمعهد العالى للتعليم الديني، ثم اختار وظيفة التدريس في معهد المعلمين، والتحق بالحركة الإسلامية منذ بداية تأسيسها، وصار من أبرز أعضائها. سُجن في عهد داود مدة بسبب أفكاره الإسلامية والجهادية، وتحمل قسوة ووحشية نظامه في ظلمات السجون. انتخب من قبل إحوانه قائدًا عسكريًا عامًا في المقاطعة بعد إعلان الجهاد المسلح في أفغانستان، واشتهر قائدًا ومجاهدًا بطلًا وخاض بطولات لا تنسى. ومن أبرز أعماله الجهادية، أنه أسس جبهة قوية منظمة صامدة قوامها ١٥ ألف جندي مسلح، لترابط في الخنادق، كما أسس بيت المال لينفق منه على الأمور الجهادية، وشيَّد المدارس من أجل تربية أولاد الشهداء وأبناء المنطقة، وكان يهتم بتربية أولاد الشيوعيين الذين قُتلوا على يد الجاهدين، حتى لا يتربوا في أحضان الإلحاد معادين للإسلام والمسلمين في المستقبل. وكان يقاتل بروح وحدوية، ولم يؤخذ عليه أي نوع من أنواع العصبية. وكان شرع الله حكمًا سائدًا في المناطق التي حررها من يد الإلحاد والقوات الروسية. وقد شنَّ هجومًا ناجحًا على معسكر مزار شريف الذي كان قوامه عشرة آلاف جندي، وغنم منه كل ما فيه من الأسلحة، واستولى على

المعسكر بضعة أيام، كما شن هجمات متتالية على قوافل الأسلحة الروسية وغنم منها أسلحة كثيرة جعلته في غنى عن أية مساعدة عسكرية. وضرب المطار الجوي المدنى والقاعدة العسكرية الجوية في محافظة مزار شريف بالصواريخ ودمر فيهما عددًا من الطائرات العسكرية. وسيطر على المحافظة بأكملها سيطرة تامة، وكان قائد عملية اختطاف ١٤ من كبار مستشاري الروس من سوق العاصمة أثناء تجولهم في الشوارع، بما فيهم زوجات المستشارين، وفي وضح النهار! واستطاع أن ينقل الروح الجهادية إلى داخل المناطق الإسلامية التي تقع شمال أفغانستان والتي رزحت منذ زمن بعيد تحت احتلال الروس، وأن يثير فيهم الروح الجهادية والقتالية. استشهد أثناء تفقده مراكز الجاهدين بينما كان يستقل سيارة جيب غنمها من الروس، وكان معه نائبه وسبعة من كبار الجحاهدين في المنطقة، بتاريخ ۲۱ ربيع الآخر، ۱٤ ديسمبر، بانفجار لغم كان مزروعًا في الطريق<sup>(٢)</sup>.

#### عبدالقادر راشد أبو عقادة (۱۳۵۰ – ۱۲۲۲هـ = ۱۹۳۱ – ۲۰۰۱م)

باحث وخبير زراعي. المديمكن مطير

ولد بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ بمصر. حصل على الدكتوراه في الإنتاج الحيواني وتغذية الحيوان من جامعة ابردين في بريطانيا، أستاذ وعميد كلية الزراعة أستاذ في جامعات أخرى، مستشار الإنتاج الحيواني بمنظمة الأغذية والزراعة الدولية في العراق، مدير عام قطاع الإنتاج الحيواني بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالخرطوم، عضو لجان علمية عديدة، منها

(٢) المحتمع ع٥٠٠ (٢٩/٥/٥١٨) ص٤٦.

لجنة فحص الإنتاج العلمي لباحثي مركز البحوث الزراعية وكان الأمين العام للحزب الوطني بالإسكندرية، ورئيس المجلس الشعبي فيها، ورئيس مجلس إدارة مجمية الشبان المسلمين.



له أكثر من (١٠٥) أبحاث منشورة في محالات تغذية ورعاية الحيوان.

وله كتب، منها: دراسة حصر وتقييم مصادر الأعلاف في الدول العربية: المملكة المغربية (مع مصطفى أبو النجا)، طرق التحليل الغذائي<sup>(۱)</sup>.





من الرباط، اعتنى بالموسيقى الشرقية من مطالعاته في الكتب، وانضم إلى جوق الإتحاد الرباطي، ثم جوق الإذاعة، ولحن الأناشيد، وألف مقطوعات في قالب الموشح الشرقي، وكان له دور في إرساء

 (۱) الأهرام ۱٤٢٢/۸/۲۸هـ، موسوعة أعلام مصر ص٣١٣، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢١٤.

قواعد الأغنية المغربية، وقدَّم التراث الموسيقي الوطني في صيغ تجمع بين الأصالة والابتكار، ونُصب عميدًا للموسيقى المغربية، ومات يوم الخميس ١٢ جمادى الآخرة، ٢٣ سبتمبر (٢٠).

#### عبدالقادر ربیعة (۱۳۵۱ - ۱۳۳۲ه = ۱۹۳۷ - ۲۰۱۱م) (تکملة معجم المؤلفین)

**عبدالقاد**ر رز**ق** (۱۳۳۱ – ۱۳۹۸ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۷۸م) فنان تشکیلی، أستاذ النحت.



من مواليد محافظة المنوفية. حصل على دبلوم الفنون الجميلة العليا، ودبلوم أكاديمية روما للفنون الجميلة. عمل أستاذًا للنحت بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، ومديرًا لإدارة المتاحف الفنية، ثم مديرًا عامًا للفنون الجميلة والمتاحف بوزارة الثقافة، فوكيلًا لوزارة الثقافة لشؤون الفنون الجميلة. مدير الأكاديمية المصرية للفنون الجميلة بروما. تولى إنشاء العديد من المتاحف الفنية والقومية، له أعمال فنية في المياديين العامة. له تماثيل: طه حسين، ويوسف كامل، وطلعت حرب. أنشأ متحف الفن الحديث، ومتحف بورسعيد للمقاومة الشعبية، ومتحف المنصورة القومي، ومتاحف شخصيات فنية. فاز بعدة ميداليات وجائزة الدولة التقديرية(٣).



عبدالقادر رزق أنشأ متحف الفن الحديث.. وغيره

عبدالقادر رشيد الضللي (۱۳۶۱ - ۱۹۰۸ه؟ = ۱۹۲۲ - ۱۹۸۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالقادر بن سالم السقاف (۱۳۳۰ - ۱۶۱۵ = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۰م) فقیه مفت. لقبه (الروش).

مولده بمدينة سيؤون في حضرموت. درس على علماء آل السقاف، وخاصة العلامة علوي بن عبدالله السقاف، الذي درس عليه أمهات الكتب، ثم مضى إلى مكة ولزم دروس عيدروس بن سالم البار وأخيه أبي بكر، ثم تصدَّر للتدريس والإفتاء، وتوكَّى القضاء زمنًا قصيرًا في سيؤون، وكان تدريسه في المساجد والمدارس وفي مدينة حدة، وتخرَّج عليه تلامذة كثيرون، وكان المرجع إليه كثيرًا في الفتاوى الفقهية بسيؤون وغيرها. توفي مطلع شهر ذي الحجة. له «الفتاوى الواضحة» جمعها على بن له «الفتاوى الواضحة» جمعها على بن

عبدالقادر سعید (۱۳۲۷. ۱۶۰۵ه = ۱۹۰۹ – ۱۹۸۰م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالقادر بن سليم الغزال (١٣٣٢ - ١٤١٦ه = ١٩١٣ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

> التشكيلية، موقع الفنون الجميلة. (٤) جهود فقهاء حضرموت ١٣٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) معلمة المغرب ٤١٧٥/١٢.

 <sup>(</sup>٣) أعلام مصر في القرن العشرين ٣١٣، الموسوعة العربية
 الميسرة ١٦٠٦/٣، موقع وزارة الثقافة المصرية – قطاع الفنون

عبدالقادر صادق بركة

(. 771 - 7.31a = . 191 - 7AP1a)

ولد في بلدة القدم بدمشق، وقرأ على علماء

دمشق. كان نشاطه في جامع باب المصلّى

وجامع منجك، وتولى الخطابة والتدريس والإمامة في جامع القدم الكبير مدة طويلة، وأنشأ فيه مكتبة ما زالت عامرة. أقرأ كثيرًا

من الطلاب، وله طلاب عديدون تخرَّجوا

في معهد التوجيه الإسلامي الذي أقرأ فيه

نحوًا من عشر سنين. وكان له في القدم

معلس اشتهر باسم معلس الخميس، درَّس

فيه شرح البخاري للقسطلاني ومسلم

للنووي. وكان متواضعًا لا يحب الظهور،

عبدالقادر الصالح (۱٤۰۰ - ۱۹۳۵ه = ۱۹۸۰ - ۲۰۱۳م)

وانتهت إليه الفتوى في بلدته (١٠).

قائد عسكري مجاهد.

فقيه أصولي لغوي.

#### عبدالقادر سليمان درويش (١٣٣٦ – ١٤١١هـ = ١٩١٧ – ١٩٩١م) شاعر قومي.



من بلدة الدريكيشس التابعة لمحافظة طرطوس بسورية. تعلم في الكتباب، وأتقن الفرنسية، وتعلق بالشعر خاصة، وقرأ لأعلامه، ثم درَّس، وعمل في كتابة الاستدعاءات أمام المحاكم.

له مجموعات شعرية مخطوطة، ومسرحية شعرية في ألف بيت بعنوان «حب وإيثار» مفقودة، إضافة إلى مسرحيات قصيرة، وديوان شعر مطبوع عنوانه: ديوان الشاعر الراحل عبدالقادر درويش(١).

#### عبدالقادر السميحي (١٣٤٤ - ١٤٢١هـ = ١٩٢٥ - ٢٠٠١م) أديب.



ولد في طنجة. حصل على إجازة في الأدب من جامعة القاهرة، ودبلوم عال من معهد الدراسات العليا التابع لجامعة الدول العربية، تابع دراسته في معهد الأليانس فرانسيس (الرابطة الفرنسية) بباريس. عمل

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

بدار الكتب المصرية، ونشر إنتاجه الأدبي في دوريات مصرية ومغربية.

وأصدر ثلاثة كتب، هي: أشياء لا تنتهي (رواية)، نشأة المسرح والرياضة في المغرب، في انتظار الذي لن يأتي (قصص)(٢).

#### عبدالقادر الشاط (۱۳۲۲ - ۱۹۱۲ه = ۱۹۰۶ - ۱۹۹۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

#### عبدالقادر الشيخ إدريس أبو هالة (١٣٢٩ - ١٤٣٢هـ = ١٩١١ - ٢٠١١م)

تربوي صوفي.

من السودان. تخرَّج في المعهد العلمي، ونال شهادة الدكتوراه في الأدب من جامعة الخرطوم، كبير موجهي التربية الإسلامية بالمدارس الثانوية، مدير دار النشر التربوي، رئيس قسم المناهج والكتب، مستشار وزير الأوقاف، شيخ وخليفة الطريقة السمانية بالجيلي. توفي يوم ١٥ ذي الحجة، ١١ نوفمير.

كتبه: التربية الإسلامية: أصولها وطريقة تدريسها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقفات مع العباسي.

مناهج مدرسية: الجهاد في الإسلام مع شرح سورتي الحشر والحجرات، شرح سورة النور.

ورسالته في الماجستير عن الشاعر الناصر قريب الله.

وفي الدكتوراه: إدريس جماع: حياته وشعره. وذكر له (تحت الطبع): أبو العلاء المعري وهمسات أريج<sup>(٢)</sup>.

سلمية ضدَّ نظام البعث انتقل إلى العمل المسلح، فكان قائد كتيبة محلية، ثم قائد ووؤسِّس لواء التوحيد في الجيش الحر، الذي تكوَّن من (٢٩ فوجاً)، تضمُّ أكثر من ٨٠٠٠ مقاتل. وكان لواء التوحيد مع لواء أحرار الشام يشكلان أكبر الفصائل

من بلدة مارع بريف حلب. عمل في تحارة

الحبوب والمواد الغذائية، وبعد مظاهرات

حكيماً، صادقاً، أذاق النظام الحاكم مرارة (٤) تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري

المقاتلة شمال سورية ضدَّ حكم البعث

وبشار الأسد، وكان المترجم له شجاعاً،

<sup>(</sup>۲) دليل الكتاب المغاربة ص٢٣٣، معلمة المغرب٥١٣٠/١٥.

<sup>(</sup>٣) منتديات العيلفون ٢٩/١١/١٢/٢م.

الهزيمة في معارك كثيرة، فاستُهدف، وتعرَّض للاغتيال أكثر من مرة. وكان أول من قاد المظاهرات السلمية في ريف حلب، وأول من اقتحم معاقل عصابات النظام بها، وكان عضواً في هيئة الأركان للجيش السوري الحرّ ممثلاً الجبهة الشمالية، وقد حرّر ببطولته وحنكته بعد توفيق الله له معظم أراضي محافظة حلب، وكان وجهاً مهماً من وجوه الثورة الشعبية، يجاهر بانتمائه الإسلامي، وربما يحسب - إجمالاً - على حركة الإخوان المسلمين. اجتمع مع قيادات لواء التوحيد في مدرسة المشاة المحررة بحلب لتوحيد جهودهم، ولكنه قُتل في قصف بالبراميل المتفجرة من قبل النظام في يوم الأحد ١٤ محرم، ١٧ تشرين الثاني، قبل أيام من إعلان اتحاد أربعة فصائل تحت قيادة واحدة، وكان مقرراً أن يعلن عن المترجم له قائداً للتشكيل الجديد(١).

وزارة الدفاع، وشؤون الرئاسة، والإنشاء والتعمير، والأشغال العامة، وبعد انحلال بعلس النواب إثر حرب حزيران ١٩٦٧ كان يتردد إلى عمّان لحضور جلسات المجلس الوطني الاستشاري. توفي في ٤ شوال، ٦ نيسان (أبريل).

وصدر عبدالله الحاج محمد (٩٩ص). وكتبه هي: عودة إلى الذكريات، الهاشميات: شعر، ذكريات، مستحسنات: مختارات من الأدب العربي والأجنبي، رأي في حلف بغداد والأحلاف الأجنبية، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، عهد(٢).

عبدالقادر الصحراوي (۱۳٤٦ - بعد ۱۹۱۳ه؟ = ۱۹۶۷ - بعد ۱۹۹۳م؟) باحث محقق.



ولد في مدينة الدار البيضاء، حصل على إجازة في الأدب من جامعة القاهرة، عضو اتحاد كُتَّاب المغرب، توظف في وزارة الأوقاف، وأشرف على إدارة مجلة «دعوة الحق» الصادرة عنها.

من مؤلفاته رحمه الله: جولات في تاريخ المغرب، شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك/ للقاضي عياض (تحقيق الأجزاء ٢ – ٤)(٢).

(۲) والمعلومات السابقة من الكتاب الذي صدر فيه،
 وملحق به كتابه: رأي ثي حلف بغداد.
 (۲) دليل الكُتَّاب المغاربة ص.۲٦٠.

عبدالقادر صالح الحاج محمد (۱۳۲٦ - ۱۲۱۲ه = ۱۹۰۸ – ۱۹۹۲م)



التحق بالكلية العربية في القدس، وحصل على دبلوم المعلمين، وعين معلمًا في جنين. في انتخابات مجلس النواب الأردني سنة في انتخابات مجلس الأولى على لواء نابلس، وعرضت عليه وزارة الزراعة فقبلها، ثم تقلد

(۱) جريدة الحياة ۲۰۱۳/۱۱/۱۸ م، الجزيرة نت ۱٤٣٥/١/١٥م.

عبدالقادر طاش التركستاني (۱۳۷۱ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۰۱ - ۲۰۰۶م) علَم إعلامي، مفكر إسلامي.



من الطائف. حصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة الإمام بالرياض، ودكتوراه في الصحافة والإعلام الدولي من جامعة جنوب ألينوى بأمريكا. أستاذ ورئيس قسم الإعلام في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام، رئيس تحرير مجلة الدعوة، ثم صحيفة «المسلمون» الدولية الأسبوعية، ثم «عرب نيوز» اليومية الصادرة بالإنجليزية. أسَّس وأشرف على ملحق ''الرسالة'' الإسلامي في جريدة المدينة، ثم كان مديرًا للعلاقات العامة برابطة العالم الإسلامي، فرئيسًا لتحرير جريدة "البلاد" السعودية، ثم رئيسًا لتحرير محلة «جدة». وكان يعمل على إنشاء جريدة دولية باسم «المستقبل» بمصر. وهو الذي أنشأ قناة «اقرأ» الفضائية وعمل مديرًا لها، لكنه تركها سريعًا وأنشأ مركزًا للدراسات والاستشارات الإعلامية. وكان من المجموعة التي ناقشت مشروع تأسيس الهيئة العالمية للإعلام الإسلامي، ورفض تولي أمانتها رغم الإلحاح عليه. أشرف على العديد من الرسائل العلمية ، كما ناقش الكثير منها، وحكَّم عشرات البحوث المتخصصة في الإعلام واعتماد الترقيات العلمية في عدد من الجامعات السعودية والعربية، وشارك في مؤتمرات وندوات، عضو هيئات وجمعيات، منها الجمعية العربية الإعلامية، وإدارة الهيئة

الإسلامية العالمية للإعلام.

قلت: كان حاضرًا في الساحة الإعلامية والإسلامية، متفتح الذهن والقلب، عصاميًا، ودودًا، شهدت صحيفة «المسلمون» في عهد رئاسته لها انتشارًا لما كانت تنبض به من مشاعر المسلمين عامة وآمالهم وآلامهم، وقد رأس قسم الإعلام في السنة التي تخرجت فيها وحصلت منها على العالمية، فكان دمث الأخلاق، حسن المعاملة، صادق المعشر.

توفي يوم الأحد ٤ صفر، ١٤ نيسان (أبريل) بعد معاناة مع سرطان الرئة. رحمه الله وجزاه الله عن الأمة خير الجزاء.



عبدالقادر طاش أنشأ قناة (اقرأ) ورأس تحرير جريدة (المسلمون) وغيرها

قدمت فيه رسالة دكتوراه باعتباره رائد الإعلام الإسلامي ونموذجًا للكاتب الصحفي المؤثر جماهيريًا، قدمت في الجامعة الأمريكية بلندن للباحث عبدالعزيز قاسم سنة ١٤٢٨ه، وصدر بعنوان: عبدالقادر طاش سيرة حياة.

کما صدر فیه کتاب بعنوان: عبدالقادر طاش رائد فکر وأستاذ جیل/ عبدالعزیز بن زید آل داود.- الریاض: دار غیناء، ۱٤۳۰ه، ۲۰۸ص.

ومن عناوين مؤلفاته: الإعلام والتغريب الثقافي، الإعلام وقضايا الواقع الإسلامي، أفغانستان الجرح والأمل، أمريكا والإسلام تعايش أم تصادم، دراسات إعلامية، رؤى على طريق الدعوة، الصورة النمطية للإسلام والعرب في مرآة الإعلام الغربي، قدرنا أن نكون مسلمين، المسلمون في الاتحاد السوفيتي: مشاهدات المسلمون في الاتحاد السوفيتي: مشاهدات القنوات الفضائية، الإعلام الإسلامي في التقنوات الفضائية، الثقافة والإعلام وما راعداد وتحرير)، نظرات إعلامية في القنوات الفضائية (خ)، الصحوة الإسلامية، وقفات للمراجعة ورؤى للمستقبل (۱).

#### **عبدالقادر طالبي** (۱۳۲۱ – ۱۶۲۳ه = ۱۹۶۲ – ۲۰۰۳م) إعلامي.

من الجزائر. نشط وأنتج عدة برامج في الإذاعة والتلفاز، كتب في صحيفة «الشعب»، ثم في «المساء»، ثم أنشأ مجلة أسبوعية بعنوان «الموعد»(٢).

(۱) الأدب الإسلامي ع١٤ ص١٠، ١٠، العالم الإسلامي ع١٨٦ (١٠٠) الجلة العربية الإسلامي ع٢٦ (١٠٠) الجلة العربية العربية ع٢٦ ص٢٦، الفيصل ع٣٣٦ (ربيع الأول، ١٤٠٥) الجتمع ع٢٩ ص٢٦، ١٣٠، الجتمع ع٢٩ (١٠٠ الأولى ٢٤١٥) ص٢٦، الجتمع ع٣٦٠ الجلة العربية ع٣٦٦ ص٤٠، الحرس الوطني ع٣٦٠ ص٩٢، وع٣٦٢ (ربيع الأول ٢٤١٥)، الرياض ع٣٦٦ (بالتاريخ السابق)، وكذلك (جريدة الوطن السعودية)، الشرق الأوسط ع٣٦٦ (بالتاريخ ع٣٦٦) المسعودية ص٣٠، موسوعة الأدباء والكتاب والمؤلفين في السعودية ص٣٠، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ع٥١، الشرق الأوسط م١٥٠، المستقبل الإسلامي ع٥١٠ (ربيع الأول ٢٤١ه)، ص١٦، وبشر الصابوين ص٣٢، غاب تحت الشرى ص١٢٠، وهو غير سميّة رجل أعمال ومصارف من الأردن.

عبدالقادر بن طه جویسه (۱۳۱۷ – ۱۶۱۲هـ = ۱۸۹۹ – ۱۹۹۲م) زعیم قبلي متصوف.



ولادته في قرية جويسة بقضاء بنجوين في محافظة السليمانية بكردستان العراق، يتصل نسبه بالشيخ عبدالقادر الجيلاني رحمه الله. أسَّس جمعية خيرية باسم «القادرية التعاونية» ضمت (٥٠٠٠٠) من الفقراء. تزعَّم عشيرته، كما تزعَّم طريقتهم القادرية. بني تكية ومسجدًا في السليمانية، وأقام لعشيرته مجمعًا كبيرًا من البيوت وصل إلى (۱۰۰۰) بيت هي ملك لأحفاده وأقربائه. وقد درس العلوم الشرعية وتخرّج عليه كثير من الفضلاء وطلبة العلوم الدينية. وهو أول من شيّد تكية في منطقته (٣٣٩هـ)، تحولت فيما بعد إلى مدرسة دينية، وبني تكية أخرى في منطقة سيد صادق بسهل شهرزور، وله مواقف شجاعة في حماية تربة العراق، وعُرف بكرمه وجوده، وكان صاحب علاقات مع المسؤولين الكبار (٦).

عبد القادر طه دحاح البوزيدي (١٣٦٧ - ١٤٣٣هـ = ١٩٤٧ - ٢٠١١م) شيخ عارف.

(٣) موسوعة أعلام القبائل العراقية ١٦٩/١.

(٢) البيان (الجزائر) ١١/٣ ١٤٢٣ هـ.



شيخ الطريقة البوزيدية الدرقاوية الشاذلية مستغانم في الجزائر، شيخ الزاوية البوزيدية، رئيس جمعية الزوايا على مستوى الجزائر. توفي يوم الجمعة ٦ صفر، ٣١ ديسمبر. من تصانيفه المطبوعة: الأنوار القدسية الساطعة على الحضرة البوزيدية، الضياء اللامع في تعريف منبع النور الساطع، الوصول إلى معاني وأسرار القول المقبول.

عبدالقادر عبدالحمید زیدان (۰۰۰ - ۱۶۳۲ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۰م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالقادر بن عبدالحميد عطية (١٣٤٥ - ١٤٢٤ه = ١٩٢٦ - ٢٠٠٣م) قارئ.



ولد في حدة. درس بكتّاب والده. حصل على التوجيهية من مدارس الفلاح، ثم درّس فيها (٣٢) عامًا. وقد درس الفقه والشريعة مما أهله لأن يكون مأذونًا شرعيًا منذ عام الا٧١ه، وحتى شوال ١٤٢٠هم، أجرى خلالها حوالي (٤٠٠٠) عقد قران. واشتهر

بقراءته القرآن الكريم وأدائه الحجازي، وسجل للإذاعة والتلفزيون المصحف كاملًا، واعتبر من أعلام مدينة جدة خاصة، ومثَّل السعودية في مؤتمر القراء بتونس. مات يوم الاثنين (٧) محرم، الموافق له (١٠) آذار (مارس)(١٠).

عبدالقادر بن عبدالرحمن الجنيد (١٣٤٥ - ٢٠٠٦م)



من مواليد تريم بحضرموت، طلب العلم في رباطها، وتفقه على العلامة محمد بن سالم بن حفيظ، والمفتي سالم سعيد باغيثان وآخرين، وهاجر إلى شرق إفريقيا واستقر بتنزانيا، واستفاد منه هناك عدد من طلبة العلم، وكان فقيهًا أديبًا، درَّس في رباط تريم وفي مدرسة الكاف الخيرية، كما عمل كاتب قاضٍ قبل هجرته، وقد دعا إلى الله، وحضر مؤتمرات.. وتوفي في دار السلام عاصمة تنزانيا صبيحة يوم السبت ١٥ ربيع عاصمة تنزانيا صبيحة يوم السبت ١٥ ربيع الآخر، ١٣ أيار (مايو).

ذكر له كتاب مخطوط (الأول) وسائره لم يبيَّن وضعه، وهو: المدخل الميسَّر لمذهب الشافعي رضي الله عنه (وبذيله: تتمة المدخل الميسَّر)، الإسعاف برِّد ما وقع في صلاة المرأة في المسجد من الخلاف، ماذا عن زواج المسلم بغير المسلمة، القول المعتمد في نقل الميت من بلد إلى بلد، الأسئلة

(١) عكاظ ع٢٤/١/٩) (١/١٤٢٤١هـ).

والأجوبة في بعض أحكام الميت (مترجم باللغة السواحلية)، العقود الجاهزة والوعود الناجزة في تراجم بعض الشخصيات البارزة، تقذيب النفس بما ورد من الآداب والوصايا في الإجازات الخمس، العقود العسجدية في نشر مناقب بعض أفراد الأسرة الجنيدية، نبذة من حياة العلامة الجبيب عمر بن أبي بكر بن سميط، الإسلام واليمنيون الحضارم بشرق إفريقيا(١).

عبدالقادر عبدالعزیز عبدالحمید (۲۰۱۰ – ۱۹۳۶ه = ۲۰۱۰م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالقادر بن عبدالقادر البدري (۱۳۳۹ - ۱۹۲۰ه؟ = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۳م)



من مواليد منطقة المليطانية شرقي بنغازي. توفي والده قبل ولادته فسمته أمه على اسم والده، وعاش حياة البادية، ثم كان أحد رجالات العهد الملكي فيها، تقلّد عدة مناصب، آخرها رئاسة الوزراء. وكان من المعارضين للمعاهدة الليبية البريطانية من المعارضين للمعاهدة الليبية البريطانية الريطانية الريطانية الريطانية الموقت أحد زعماء حزب المعارضة في مجلس الوقت أحد زعماء حزب المعارضة في مجلس الأمة (٣).

(۲) جهود فقهاء حضرموت ۱۳۸۱/۲، منتدیات هنا المکلا (۱٤۳۳هـ).

(٣) فاتني التوثيق من مصدره الأساسي، الموسوعة الحرة العرضة ٢٠/١/١٣م، وله تاريخ في الموقع الوطني للمعارضة

#### عبدالقادر بن عبدالله الصنعاني (۱۳۲٦ - ۱۲۲۵ = ۱۹۰۸ - ۲۰۰۶م) من أعيان وعلماء اليمن.



من الروضة البهية، منتزه صنعاء باليمن. درس على والده العالم عبدالله بن علي الصنعاني وآخرين، وأجيز من علماء بالحجاز في حجَّة له، من شيوخه أحمد بن عبدالله الخروش، على بن أحمد الآنسى، محمد حسن دلال. ثم جلس للتدريس في البيت والمسجد، وعيِّن ناظرًا لأوقاف الحرمين في عموم اليمن، وعيَّنه الإمام يحيى رئيسًا للمجلس النيابي وفوَّضه في الأعمال حتى قامت الحركة الدستورية، وعيِّن وزيرًا للأوقاف، ثم نائبًا لوزير المعارف، فوزيرًا للاقتصاد، ثم وزيرًا للعدل. ولما قامت الثورة عام ١٣٨٢ه عيِّن نائبًا لوزير الداخلية، ثم حاكمًا أول لصنعاء، ثم وزيرًا للعمل، فعضوًا في أول مجلس وطني، ثم كان بمجلس الشورى، ورئيسًا للمحكمة الاستئنافية العليا، ورئيسًا لهيئة التقنين للأحكام الشرعية. وذكر الأكوع أنه كان محققًا في الفقه والحديث وعلوم العربية، شاعرًا، وأنه كان في كل أعماله موفقًا ومرضيًا عنه عند الناس، لتحريه العدل وسرعة الفصل. مات يوم الخميس ٢٥ رجب<sup>(١)</sup>.

عبدالقادر بن عبدالله العاني (١٣٦٥ - ١٤٣٠هـ = ١٩٤٥ - ٢٠٠٩م) فقيه عالم.

الليبية.

(۱) إمتاع الفضلاء ۱۹۹/۳، هجر العلم ۱۹۱۸/۶، موسوعة الأعلام للشميري.



ولد في مدينة هيت بالعراق، تتلمذ على علماء من العراق وسورية، وحصل على الماجستير من جامعة الأزهر، عاد إلى بلده، ومنها إلى الكويت ليسهم في مشروع الموسوعة الفقهية، كما درَّس وأفاد في الأردن، وعاد ليعمل في جامعة صدام للعلوم الإسلامية (التي آل اسمها إلى: الجامعة الإسلامية)، وحصل منها على الدكتوراه، ودرَّس، شارك في أعمال وزارة الأوقاف بعدة مناصب، كما عمل مستشارًا في منظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي لسنوات، وأمينًا عامًا لمحلس الإفتاء العراقي من حين تأسيسه عام ١٤٢٥هـ، وأسهم في تأسيس «جمعية علماء ومثقفي العراق» بعد الاحتلال الأمريكي، وأوذي، وتعرَّض لحاولات اغتيال من الاحتلال ومعاونيه، فرحل إلى حضرموت ودرَّس في جامعة الأحقاف، وتردَّد على سورية والأردن ليستقرَّ في عمَّان. وتوفي يوم السبت ٥ ذي القعدة، ٢٤ تشرين الأول بعمَّان.

له في (الموسوعة الفقهية) (١٣) بحثًا. وحقق كتاب «خبايا الزوايا» للزركشي، وقام بتحرير ومراجعة «البحر الحيط في أصول الفقه» للزركشي كذلك، مع عمر سليمان الأشقر، وصدرا في الكويت، ويقع الأول في (٦) مجلدات.

وعنوان رسالته في الدكتوراه: العوض في المتلفات المالية في الشريعة الإسلامية(٢).

عبدالقادر عبدالله العزة (۱۳۰۹ - ۱۶۱۸ه = ۱۹۶۰ - ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالقادر عثمان (۱۳۲۳ - ۱۳۹۱ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۷۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالقادر العزاوي = عبدالقادر إبراهيم العزاوي

عبدالقادر علولة (۱۳۵۸ - ۱۶۱۶ه = ۱۹۳۹ - ۱۹۹۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالقادر علي أبو هروس (۱۳۲۹ - ۱۲۱۰هـ = ۱۹۳۰ - ۱۹۸۹م) قاص، محرر إذاعي.



ولد في طرابلس الغرب. حصل على شهادة التعليم الأدبي، درَّس، وعمل رئيسًا للقسم الأدبي بالإذاعة، ألف وأخرج العديد من الأعمال الأدبية. رأس تحرير صحيفة (الرائد) اليومية، مستشار صحفي للمؤسسة العامة للنفط، شارك في ندوات ومئتمات ومؤتمرات صحفية وأدبية. مات في الأول من جمادى الآخرة، ٢٩ كانون الأول (ديسمبر).

صدرت مجموعته القصصية: نفوس حائرة. وله مجموعات قصصية أخرى مخطوطة، هي: سجينة الجدران، ظلال على وجه ملاك، قصص الآنسة سميرة، شموع على

الطريق المظلم(١).

#### عبدالقادر عنداني (۱۳۵۳ - ۱۹۱۲ه = ۱۹۳۲ – ۱۹۹۲م) أديب وثقافي موسوعي.



من مواليد حلب. درس في الكلية الشرعية، ودرَّس في ثانوية الشهباء، انتقل إلى جريدة (الجماهير) صحفيًا محتوفًا ومسؤولًا عن تحرير القسم الثقافي حتى وفاته، إضافة إلى نشاطه في المركز الثقافي، وتنظيم المهرجانات الثقافية، والإعداد للندوات والمؤتمرات والاحتفالات. وكان يتابع كل ما ينشر، ولا يكاد يصدر كتاب في حلب إلا كتب عنه وقدمه في حينه. ومات في ٣ ذي القعدة،

لم يتمكن من طبع دراساته ومقالاته التي عشرات الكتب، وترك نحو عشرة مؤلفات مخطوطة، أهمها موسوعته "معجم مصطلحات العلوم الأساسية الإنسانية" في عدة محلدات، تحتوي على سبعة آلاف مصطلح، وكتاب عن المسرح والصراع في المعاصر، إضافة إلى ديوان شعر، ورواية، ومجموعة قصصية، وذكر أنه وضع كتابًا عن الشاعر النسيمي الأذربيجاني المدفون في حلب بطلب من أحد المستعربين الروس، كما أنه دفع بكتاب للنشر في سلسلة عالم المعرفة قبل أزمة الخليج بعنوان: من عالم المعرفة قبل أزمة الخليج بعنوان: من القلب (٢).

(۱) معجم القصاصين الليبيين ۲۹۱/۱، دليل المؤلفين الليبيين ص۲۲۱، معجم الأدباء والكتاب الليبيين ۲۲۱/۱۵. (۲) مئة أوائل من حلب ص۲۱/۱، أدباء حلب ۲۶۳/۲،

#### عبدالقادر عيسي

(۱۳۳۹ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۱م) شیخ الطریقة الشاذلیة، أحد أعلام حلب البارزین.

اسم عائلته (عزيزي)، ولكن غلب عليها لقب (عيسي).



درس في معهد التعليم الشرعي، ولازم العلماء، ومال إلى التصوف، فأخذ عن الشيخ حسن حساني الورد والطريقة، ثم لازم الشيخ محمد الهاشمي التلمساني الشاذلي الطريقة، فأخذ عنه الطريقة، وأجازه بما إجازة مطلقة. درَّس في جامع العادلية الكبير، والتف حوله طلبة كثيرون، وصار له تلاميذ ومريدون منتشرون في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي، وخاصة في سورية، ومنها مدينة حلب، وريفها الواسع. ومن كبار تلاميذه محمد أنور شبارق، وبكري حياني. هاجر إلى الأردن، فالسعودية، ثم إلى تركيا. وتوفي في إستانبول، ودفن في مقبرة أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه. وكان خليفته من بعده الشيخ أحمد فتح الله الجامى الكردي، المقيم في مرعش بتركيا، الذي أذن له المترجم له بالورد الخاص قبل وفاته بست سنوات.

له كتاب حقائق عن التصوف، الذي صدرت طبعته الخامسة في دمشق: مؤسسة الشام، ١٤١٤هـ، ٧٠٢ص.

وهو الكتاب الوحيد الذي ألفه، وعندما \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_معجم أدباء حلب ص٢٨٧.

عبدالقادر فائق الدبوني (۱۳٤٦ – ۱۶۲۹هـ = ۱۹۲۷ – ۲۰۰۸م) حقوقي.

سئل عن سبب عزوفه عن التأليف قال: إني

أهتم بتأليف الرجال، لا بتأليف الكتب(٣).



من أبناء الموصل. نشأ في بيت علم ودين، حاز على إجازة من كلية الحقوق بجامعة بغداد، عمل محاميًا، ثم قاضيًا في المحاكم، وواصل دراسته الشرعية حتى حصل على إجازة علمية من الشيخ عمر بشير النعمة، وقد اعتقل مرات أثناء الاحتلال الإنجليزي للعراق، وكتب مقالات وبحوثًا، وقدَّم مقترحات ومعالجات قانونية. توفي يوم الاثنين ٢٥ ذي الحجة، ٣٢ كانون الأول. كتبه المطبوعة: النصوص الجزائية في القوانين العراقية المناقية، أسس توحيد القوانين المرافعات المدنية، أسس توحيد القوانين العربية.

ومن المخطوطة: التقاضي في الإسلام (٣ ج)، الأقضية النبوية والفتاوى والمعالجات الإدارية النبوية وأنوار السيرة النبوية (في أكثر من ١٢٠٠ ص)، التآمر والتظاهر على الإسلام، كتاب عن الصحابي الجليل زيد بن ثابت، المآسي الإنسانية. وله كتب أخرى مخطوطة أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

<sup>(</sup>٣) موسوعة الدعاة والأئمة ١٧٦/١، مئة أوائل من حلب ٣٩٢/١)، معلومات من عبدالناصر البدراني مع إضافات.

<sup>(</sup>٤) موسوعة أعلام الموصل، ومما كتبه ذاكر خليل العلي في موقع ملتقى أبناء الموصل (٤٣٣هـ). وصورته من موقع

#### عبدالقادر بن قاسي (۰۰۰ - ۱۹۸۱ه = ۰۰۰ - ۱۹۸۱م) سیاسی دبلوماسی.



أوفدته الثورة الجزائرية إلى القاهرة للدراسة في جامعتها، فالتحق بكلية الآداب، قسم اللغة العربية، فكان يتحدث ببلاغة وطلاقة نادرتين، في حين كان أغلب مثقفي الجزائر آنذاك يتعثرون في ألم وهم يحاولون التحدث بلغتهم العربية. التحق ببعثة الجزائر الدائمة ولدى الأمم المتحدة، وكان في عام ١٣٨٢هـ واحدًا من أعضاء الوفد الذي رافق أول رئيس للجزائر (أحمد بن بيلا) في زيارته لمقر الأمم المتحدة بنيويورك. ثم عين مديرًا للشؤون العربية بالخارجية الجزائرية، فكان يحضر اجتماعات الجامعة العربية. ثم عين مديد عين مستشارًا للرئيس الشاذلي بن جديد عين مستشارًا للرئيس الشاذلي بن جديد للشؤون العربية. قتل في حادث تصادم في أحد شوارع باريس (۱).

عبدالقادر القط = عبدالقادر حسن القط

عبدالقادر الكاف = جيلاني محمد الكاف

عبدالقادر بن كرامة الله البخاري ( ١٩٩٧ - ١٩٠٩م ) فقيه عالم، صاحب إجازات وأسانيد حديثية .

(كردي). (١) الأهرام ع٣٦٣٥ (١٠/١٠/١).



ولد في بخارى، حفظ القرآن الكريم، وتعلم التجويد والترتيل والقراءات لدى أستاذه قاري البخاري، ثم هاجر إلى أفغانستان ودرس فيها بعض العلوم، ومنها إلى مكة المكرمة، فالمدينة المنورة، التي درس في مدرستها النظامية، وفي المدرسة الصولتية بحكة، ثم درس في أبحا، وفي مدرسة عمر نصيف بجدة، وفي رابغ، التي أصبح مديرًا لمدرستها سنة ١٣٨٣ه، ثم عمل في مكتب الإشراف بحا، كما عمل مترجمًا ومذيعًا باللغة الفارسية في وزارة الإعلام، وإمامًا وخطيبًا بمسجد السنوسي في رابغ، وعامات. وكان صاحب إجازات وأسانيد



عبدالقادر بن كرامة الله البخاري (ختمه)

وله مؤلفات بالفارسية<sup>(٢)</sup>.

عبدالقادر أبو المجد لملوم (١٣٥٤ - ١٤٢٠هـ = ١٩٣٥ - ١٩٩٩م) واعظ شاعر.

من مدينة إسنا بصعيد مصر، حصل على شهادة العالمية من كلية اللغة العربية،

 (۲) مدونة محمد مبارك بن سباع (۱۹۲۱هـ)، هدي الساري ص۱۹۲۰، معجم المعاجم ۱۸۰۱، التحفة المدنية في أسانيد المقدمة الجزرية/ إلياس البرماوي ص۱۰۰.

وأخرى في التخصص في التدريس. ثم درّس، وأعير واعظًا إلى ليبيا من قبل الأزهر، ثم الإمارات ناصحًا وواعظًا في الجيش، وممتحنًا في قراءة القرآن وحفظه، وعاد ليدرّس ويخطب في المساجد، وكان عضوًا في جمعية المحافظة على القرآن الكريم بإسنا. نشرت له قصائد، وله ديوان شعر مخطوط(٣).

عبدالقادر محمد آدم زوبي (۱۳۳۷ - ۱۶۲۳ه = ۱۹۱۹ - ۲۰۰۲م) حزبي ورجل دولة.



من مواليد مدينة بولوبرتي في إقليم هيران بالصومال، تعلم في حلقات المساجد، ودرس التعليم الثانوي في إيطاليا، وتخرَّج في جامعة الأزهر، انضمَّ إلى نادي الشباب الصومالي بعد تأسيسه عام ١٣٦٣هـ، وانسحب منه بعد اختلافه مع قادة الحزب (النادي) حيث كان يرى ضرورة أن يكون الصومال في تشكيلة فيدرالية، وغيره كان يسعى إلى صومال كبير مستقل واحد، ثم صار هذا الأمر واقعًا. في عام ١٣٧٧هـ (١٩٥٧م) أسَّس حزب (دغل رمرفلي) أول حزب أسِّس على اسم قبلي في الصومال، ثم عدِّل الاسم إلى (حزب الدستور) بعد الاستقلال، وكان داعية إلى الفدرالية، أصبح وزيرًا للمالية، فوزيرًا للداخلية، وأسَّس مع عبدالرزاق حاج حسين حزب الشعلة، وبعد انقلاب سياد بري ترك السياسة واتحه

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

إلى التجارة، وفي عام ١٤٠٩هـ (١٩٨٩م) أسَّس حزب (SDM) وكان نائب رئيس الحزب فيه، ومثَّله في مؤتمرات عديدة. توفي في روما في شهر يونيو(١).

#### عبدالقادر محمد باحشوان (۰۰۰ – بعد ۱٤۲۱هـ؟ = ۰۰۰ – بعد ۲۰۰۱م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالقادر بن محمد بن جلُّون الجبينة (١٣٢٦ - ١٤١٢ه = ١٩٠٨ - ١٩٩٢م) وزير محام، مستشار قانوني.



ولد بفاس. حصل على إجازة في الحقوق من جامعة باريس، ونشط هناك في جمعية طلبة شمال إفريقيا، وشارك في إنشاء مجلة «مغرب» بالفرنسية، ووقع فيها مقالاته بحرفي «ع.ب» و «قدور» و «الزنبور». كما شارك في تأسيس مجلة «أطلس». وعاد إلى المغرب ليعمل في المحاماة واستقلَّ بعمله في الدار البيضاء، وانتخب رئيسًا لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، ثم انتخب أمينًا عامًا لحزب الشوري والاستقلال لعشر سنوات، وضيَّق عليه الاحتلال وألقت قنبلة على بيته. بعد الاستقلال عيّن وزيرًا للمالية في أول حكومة مغربية، ثم كان أول نقيب مغربي للمحامين بالدار البيضاء، ثم كان وزيرًا للشغل، فوزيرًا للعدل، ثم تفرّع للمحاماة، ومثَّل المغرب في مناظرات دولية،

(۱) مماكتبه أنور أحمد ميو في شبكة الشاهد في ٦ نوفمبر ٢٠١١م.

وكان مستشارًا ومرافعًا عن حقوق المغرب في ملفات المنازعات المغربية الفرنسية. ومات بالدار البيضاء.

شارك في تأليف كتاب بالفرنسية عنوانه: عاصفة تجتاح المغرب (مع محمد حسن الوزاني وأحمد بلا فريج)(٢).

#### عبدالقادر محمد الخلادي (۰۰۰ - ۱۳۹۷ه = ۰۰۰ - ۱۹۷۷م)

جزائري الأصل، نزيل الرباط. عمل عقودًا من السنين في التعليم والتفتيش والإرشاد التربوي. توفي بالرباط.

يوجد كتاب عن حياته لدى ولديه. ومن آثاره: ترجمة كتاب «مؤرخو الشرفا»/ ليفى بروفنسال.

وطبع له كتاب: صور ومشاهد من الخضارة الإسلامية (٢ ج)، وألف أو شارك أو أشرف على تأليف كثير من الكتب المدرسية، وله مذكرات مخطوطة بالفرنسية، ومقالات عن شخصيات نُشرت بمجلة (دعوة الحق)(١).

#### عبدالقادر محمد السرحان (۱۳۲۲ - ۱۹۲۳ه = ۱۹۱۴ - ۲۰۰۲م)



من مواليد جزيرة فيلكا بالكويت. درس في

 (۲) معلمة المغرب ٢٠٦٦/٩، ووفاته فيه يوم الجمعة ٦ ذي القعدة ١٤٠٩هـ، ٨ مايو ١٩٩٢م. وهو خطأ، وقدِّرت أن يكون المقصود هو الميلادي.

(٣) موسوعة أعلام المغرب ٣٤٧٠/٩، ومصدر آخر فاتني
تقييده لعله معلمة المغرب.

كتّاب والده، وعلى مفتي الفاو وآخرين من علماء البصرة، عاد وداوم على التدريس في كتّاب والده ثلاثين عامًا، وتتلمذ عليه كثيرون، وكان هو الإمام والخطيب والمفتي عتسبًا، إضافة إلى قيامه بالقضاء وتسجيل عقود الزواج. وبعد استقلال الكويت انتخبه الأهالي مختارًا أيضًا، فكان أول مختار البحزيرة، واعتبر مصدرًا موثوقًا في الأحبار والوقائع والأحداث التاريخية لما عُرف عنه والوقائع والأحداث التاريخية لما عُرف عنه من التدين والورع والأمانة، وسجّل له المؤرخون الوطنيون إفادات عن ذلك. توفي يوم الجمعة ١٧ ذي الحجة، الأول من آذار (مارس)(ئ).

#### عبدالقادر محمد سعید البیطار (۱۳٤٦ - بعد ۱۶۲۲ه = ۱۹۲۷ - بعد ۲۰۰۱م) باحث فی الآداب الأجنبیة.



ولادته في بغداد. حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في اللغة الإنجليزية وآدابحا من جامعة ميتشجن، عمل رئيسًا لقسم اللغة الإنجليزية في معهد المدرسين العالي، وفي الجامعة المستنصرية، وفي جامعة المياض بالسعودية، ثم انتقل إلى كلية اللغات، وعمل خبيرًا في أكثر من (٥٠) مناسبة، وأشرف على رسائل جامعية وناقشها، وأنجز (٣٠) بحثًا ومقالة معظمها بالإنجليزية وكان من أصدقاء الرصافي وبدر شاكر السياب. ألف أكثر من (١٠) كتب (يبدو أن كلها أو معظمها بالإنجليزية)، منها: طرق تدريس

(٤) شخصيات من تاريخ الكويت ص ٢١٥.

اللغة الإنكليزية، كتابة المقالة والوجيز (١).

عبدالقادر محمد الصبَّان (۱۳۲۰ - ۱۲۱۹ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۹م) مؤرخ، شاعر، مكتبي.



من مواليد مدينة سيؤون بحضرموت، أخذ العلوم الشرعية عن والده، وعلم الأصول من أمين كتبي بمكة المكرمة، حصل على دبلومين في الصحافة، ومحاسبة الشركات من سوريا ومصر، عمل مدرسًا، ومحاميًا، ثم مديرًا لفرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات بسيؤون، صاحب نشاطات اجتماعية وشبابية، وتولى سكرتارية حزب الاتحاد الوطني في مدينة سيؤون. أنشأ ونظم متحف سيؤون ومتحف الآثار بقصر سيؤون، أرشف ووتَّق كلَّ المخطوطات والمستندات والوثائق والكتب المتفرقة في المكتبات المتناثرة بوادي حضرموت. وقد عمل سكرتيرًا لرجل الأعمال محمد بن لادن في السعودية، ثم عاد وتعيَّن مديرًا لفرع الآثار والمتاحف والمخطوطات، فباحثًا تاريخيًا في إدارة الثقافة بسيؤون، ورقى إلى درجة وكيل وزارة. أسهم في الحياة الثقافية، فأسَّس بحلة (المنبر) بمدينة شبام عام ١٣٥٦هـ، وجملة (زهرة الشباب) في سيؤون عام ١٣٥٧هـ وترأس تحريرها، وشارك في تأسيس جامعة صوت الوطن فيها، ومدرسة (الشرج) في المكلا. وأسَّس نادي الشباب، وعددًا من الجمعيات الزراعية والعمالية في

 (١) موسوعة أعلام العراق ١٤٧/٢، معجم المؤلفين العراقيين ٢٩٩/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٩٧/٥.

حضرموت، وكان على علاقة مع محمد محمود الزبيري وأحمد محمد نعمان. مات في (٢٦) رمضان، (١٣) يناير.



عبدالقادر محمد الصبان أنشأ ونظم متحف سيؤون

له نحو (٨٥) مؤلفًا، معظمها مطبوع على الرونيو، نشر بعضها بعد وفاته.

ومن عناوين مؤلفاته: ديوان المكلا (خ)، لحجة عن حياة البادية، في ربيع العمر (نظم)، الشعر الشعبي: مع المزارعين: في الذكرى العشرينية لثورة ١٤ أكتوبر الخالدة، المحركة الأدبية في حضرموت، تعريفات تاريخية عن وادي حضرموت، الدان في حضرموت، وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

عبدالقادر محمود الدسوقي (۱۳٤٠ - ۱۳۶۱ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۳م) باحث في الفلسفة وعلم الكلام والتصوف، أديب شاعر.



ولادته في قرية شبرابخوم التابعة لقويسنا في محافظة المنوفية بمصر، حصل على الدكتوراه

(۲) شعاع الأمل (صحيفة تصدر في حضرموت) ع ۲۲ (حرم ١٩٤٤هـ) ص ۱۲، شعراء من حضرموت ص ٢٠٥٠ معجم البلدان والقبائل اليمنية ١٠٠/٩، اليمن في ١٠٠ عام ص ٣٤٦، موسوعة الأعلام للشميري، الملتقى الثقافي الحضدمي (موقع).

من قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية بجامعة الإسكندرية عام ١٣٨٤ه، ثم كان أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة ورئيس قسمها في فرع الخرطوم، وأستاذًا في جامعة الفاتح بليبيا.عضو بجمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى الدولية بمصر، وبباريس منذ سنة ١٣٧٥ه، عضو الجمعية الفلسفية بمصر، مقدم برامج في إذاعة الشعب وصوت العرب والبرنامج العام والبرنامج الثاني، وفي إذاعات الكويت وتونس والمغرب وأم درمان. وأشرف وقتَّن مناهج في الأخيرة عندما درَّس هناك. حصل على جائزة التأليف الدرامي من مؤتمر الإذاعة الدولي بروما عام ١٣٧١ه.

وله مؤلفات، منها: الإمام جعفر الصادق ومنهجه ومدرسته وأثره، الفكر الصوفي في السودان: مصادره وتياراته وألوانه، الطوائف الصوفية في السودان: أنسابهم وتراثهم وأصول فلسفتهم، تأملات في الفكر الإنساني، مذاهب وأفكار في الفلسفات والفن، الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضة في القديم والحديث، ليل وصباح (شعر)، الفلسفة الصوفية في الإسلام: مصادرها ونظرياها ومكاها بين الدين والحياة، دراسات في الفلسفة الدينية والصوفية والعلمية. وذكر لنفسه أعمالًا تحت التنفيذ أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(۱۳).

عبدالقادر مختار أحمد (۱۳۲۱ - ۱۶۳۵ ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۱۳م) فنان تشكيلي نحات.

(٣) ترجمته من كتب له، ومن صحيفة الأهرام إثر وفاته، وله
 ترجمة في معجم البابطين، ومنه صورته.



من مواليد المنيا بمصر. نال دبلوم الفنون الجميلة وآخر في تخصص النحت الصرحي (تماثيل الميادين والنصب التذكارية)، من كلية الفنون الجملية بالقاهرة، والدكتوراه في التكنولوجيا الفنية وتاريخ الطرز الفنية مع درجة أستاذ في الفنّ من الكلية المركزية للفنون الجميلة سان فرناندو بمدريد، وتخصص في فنّ النحت الملوَّن في الأخشاب والأحجار بجامعة مدريد، كما نال دبلوماً في فنّ العرائس من الحكومة الرومانية، ودرجة خبير في الفنون الشعبية من إسبانيا والبرتغال، وعمل محرراً فنياً في الصحف، ومديراً فنياً لمسرح القاهرة للعرائس، كما أسَّس مراكز للفنون الشعبية، وعين مديراً ورئيساً لقطاعي الفنون الجميلة والمتاحف الفنية والقومية بالهيئة العامة للفنون والآداب، ووكيلاً لنقابة التشكيلين، ووكيلاً لوزارة الثقافة، وأقام معارض فنية خاصة في مصر والعالم، وشارك في جماعية محلية ودولية، وكلِّف بمهام فنية، وأسهم في الحياة الفنية بشكل عام، وقد انتخب أميناً عاماً للجمعية المركزية للفنانين التشكيليين المصريين منذ إنشائها عام ١٣٩٣ه (١٩٧٣م)، كما أسَّس جماعة محيى الطبيعة والتراث منذ عام ١٣٩٨هـ (١٩٧٨)، مستشار الاتحاد الدولي للفنون التشكيلية باليونسكو، عضو الجلس الأعلى للثقافة، له مقتنيات رسمية وأخرى حاصة في مصر ودول أجنبية، وقام بأعمال فنية، منها تصميم وتنفيذ تمثال نجيب محفوظ، كما قام بعمل ثقافي فني كبير، هو عمل

موسوعي لثقافة الطفل في مصر، واستمرً العمل فيه (٢٢) عاماً على مستوى فني عالمي، عن عالم الطيور والحيوانات والبحار وغيرها. واعتبر رائد فنَّ النحت الملوَّن في الأخشاب للتماثيل الشخصية على مستوى العالم، وهو الذي أعاد هذا الفن المصري الذي اندثر وتوقف منذ حوالي ٣٦٠٠ سنة. ونشر مقالات في مجال تخصصه في الصحافة العالمية والإذاعة والتلفزيون، في الصحافة العالمية والإذاعة والتلفزيون، من (١٥) ألف شريحة)، إلى جانب الصور الفوتوغرافية. وأعلنت وفاته يوم الجمعة ١٩ هرم، ٢٢ نوفمبر.

وله كتب لم تطبع، هي: سيرة ذاتية له في أربعة أجزاء، كتاب موسوعي عن الحضارة الأندلسية وأثرها في الحضارة الأدبية (٢ج)، كتاب عن الفنون الشعبية بمصر (١٠).

#### عبدالقادر مطلق الرحباوي (۱۳۰٤ - ۱۶۱۰ه = ۱۹۳۰ - ۱۹۹۰م)



من مواليد قرية القورية التابعة للميادين بسورية. ترك الدراسة الابتدائية وتتلمذ على والده ليكون إمامًا وخطيبًا في قرية محكان، ثم في مسجد (الحطة الثانية) التابعة لشركة نفط العراق. وكان من خلفاء الشيخ محمود شقفة، واستقرَّ بالميادين، وعيِّن إمامًا وخطيبًا في مسجد الوسط.

له أشرطة كثيرة مسجل عليها خطبه ومواعظه ودروسه، ومما طبع له من الكتب:

(١) موقع قطاع الفنون الشعبية بوزارة الثقافة المصرية (إثر وفاته).

الصلاة على المذاهب الأربعة مع أدلة أحكامها، اليوم الآخر، سلوان الحزين في وفاة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، معرفة الله، بهاء الدين الرواس: حياته – فكره – مناقبه.

ومما لم يُطبع له: الإمام الرواس، حقائق من القرآن، بيان من القرآن في نكسة حزيران (٢).

#### عبدالقادر المقدَّم (۱۳۲۱ - ۱۳۳۱ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۱۰م) إذاعی شاعر.

من مواليد مدينة شفشاون بالمغرب في بيت علم ودين، انضمَّ عام ١٣٦٨ه (١٩٤٨م) إلى إذاعة طنحة محررًا ومذيعًا بالقسم العربي، وأنتج خلالها برامج عديدة، أشهرها برنامج (المرشد)، ثم كان رئيس قسم الإنتاج العربي بالإذاعة، حتى إحالته للتقاعد عام الدي جعله إذاعيًا ناجحًا وشاعرًا. وقد تتلمذ عليه إعلاميون كبار، وتوفي يوم ١٩ شعبان، ٣٠ يوليو.

له ديوان «لمحات الأمل»، إضافة إلى مخطوطات شعرية كثيرة (٢٠).

#### عبدالقادر ملا (۱۳۲۸ – ۱۶۳۵ هـ ۱۹۴۸ – ۲۰۱۳م) قيادي إسلامي.



(۲) تنمة الأعلام ص٣١٢ (ط٢)، الحركة الثقافية في (دير الزور) ص٨٨، وفيه وفاته: ٩٩٣م؟ (٣) إذاعة طنجة العالية (موقع ) إثر وفاته.

من بنغلاديش. عمل في الجحال الصحفى، ومساعداً للأمين العام للجماعة الإسلامية، أكبر الأحزاب الإسلامية هناك، وهي الجماعة التي أسَّسها العلامة المودودي، وكانت واحدة، فلما استقلت كلُّ دولة عن الأخرى استقلت الجماعة في كل بلد، لكن الأهداف والمبادئ وأساليب العمل واحدة، وكانت تنتهج الحكمة والموعظة الحسنة والأساليب السلمية، وقد خاضت بنجلاديش حرباً ضروساً ضدَّ باكستان للانفصال عنها بمساعدة القوات الهندية المسلحة، وعارض الأستاذ عبدالقادر ملا مع باقى قادة الجماعة الإسلامية هذا المخطط التقسيمي والانفصالي، للحفاظ على الكيان الإسلامي في المنطقة في مواجهة العداء الهندوسي، ولدعم استقلال كشمير، ومن خلال منافذ الهند في بنجلاديش سعت إلى القضاء على الوجود الإسلامي في المنظم في البلاد، وأنشأت حكومة حسينة واجد «المحكمة الدولية لجرائم الحرب» عام ١٤٢٩ه، وأسقطت عبارة (إسلامية ) من دستور بنجلاديش، لتحاكم بذلك قادة لجماعة الإسلامية، فألقت القبض على معظم قادتما، ولم تحد تهمة للمترجم له سوى أن من معارضي الاستقلال عن باكستان، فاعتبر من محرمي الحرب! وأصدرت ضده حكم الإعدام، وأعدم يوم الخميس مساء ٩ صفر، ١٢ ديسمبر (كانون الأول)، وكان مما قاله لعائلته عند حضورها إليه قبيل تنفيذ حكم الإعدام: أنا بريء من جميع التهم التي وجِّهت إلي، وبسبب ارتباطي بالحركة الإسلامية في هذه الدولة تقوم الحكومة بقتلى.. وكل قطرة من دمى سيعجل من سقوط الظالم المستبد، ويزيد الحركة الإسلامية قوة ونشاطاً.. إنني أطلب من الشعب الدعاء لأن يتقبل الله شهادتي. وقد استنكرت منظمات حقوقية وإسلامية كثيرة

هذا الأمر، منها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي حمَّل الحكومة البنغالية المسؤولية عما يتعرَّض له المسلمون من ظلم واضطهاد، وخاصة العلماء والدعاة(١).

## عبدالقادر بن ملا حویش المحمود العاني (۱۳۰۶ – ۱۳۹۸ه = ۱۸۸۸ – ۱۹۷۸م) عالم مشهور، قاض، مفسّر.



ولد في بلدة عانه بالعراق. درس على والده وآخرين، ونال شهادة في العلوم العلمية والنقلية من المحلس العلمي ببغداد، وشهادة من الشيخ بدر الدين الحسني، وأحرى في الفقه من دمشق، ثم شهادة المحاماة من نقابة المحامين بدمشق أيضًا، وشغل وظيفة رئيس كتاب المحكمة الشرعية والبداية والاستئناف، وكان قاضيًا شرعيًا، ومدرِّسًا، وخطيبًا، وواعظًا، في بلدتي الميادين والبوكمال السوريتين، ثم كان حاكم صلح جزائى ومدني، وقاضيًا شرعيًا في الميادين والحسكة والجولان والزوية والقنيطرة ودير الزور، وخطيبًا في جامع السرايا بالمدينة الأخيرة، ومحاميًا بما، كما شغل بالوكالة مدير ناحية وقائم مقام ومحافظًا، وأعطى دروسًا في كليتي الحقوق والشريعة وفي محلسه حتى قبيل وفاته. شارك في تأسيس جمعية الهداية الإسلامية بدمشق مع رئيسها الشيخ

(۱) الصحوة نت ۲۰۱۳/۱۲/۱۵م، الموسوعة الحرة، ۲۰۱۳/۱۲/۱۲م.

محمود ياسين. وكان عالمًا جريئًا. مات ظهر يوم ٥ ربيع الأول، الأربعاء ٢٢ شباط. له تفسير مطبوع مشهور فسَّره حسب نزوله، بعنوان تفسير القرآن العظيم المسمى بيان المعاني على حسب ترتيب النزول، وعدَّ الأول من نوعه، وهو في ستة مجلدات، وصدر مختصر له بعد وفاته.

وله من المخطوط: حسن البيان في تجويد أحكام من القرآن (وهو نفسه: رسالة في تجويد القرآن الكريم)، مجموعة خطب، أحسن السنن في الأذكار، القول السديد في علم التوحيد، قواعد اللغة العربية، أحسن [القول] في الرد على العول (في الفرائض)، رجال من الفرات، أستاذان (ترجمة شيخين له)".

عبدالقادر موسى الحسيني (١٢٩٢ - ١٣٩٧هـ = ١٨٧٥ - ١٩٧٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالقادر نور فارح (۱۳۵۹ - ۱۹۶۴هـ = ۱۹۶۰ - ۲۰۱۳م)

عالم داعية.



ولادته في «عنجيل تلوا» القريبة من ناحية أيل بالصومال، من عشيرة سمتر. صحب أناسًا في البادية وتعلم منهم القرآن، انتقل إلى مقديشو والتحق بالمعاهد، ثم مضى إلى المدينة المنورة وتخرّج في الجامعة الإسلامية، عاد داعية نشيطًا، وصار من أعلام الدعوة السلفية بالصومال، وكبير علماء منطقته

(۲) الحركة الثقافية في دير الزور ص٩٥، تاريخ علماء
 دمشق ٢/٧٠٤، الزاد للعلوم ٢٤٨٧/١٢، معجم المؤلفين
 المعاصرين ٢٥٥/١، أعلام الفرات ص٧٧.

بونتلاند شرق الصومال، عضو هيئة علماء الصومال، ورئيس مجلس أمناء جامعة شرق إفريقيا بمدينة بوصاصو، وكان له دور في أحداث الصومال، نادى بالتعايش السلمي والحوار، والتوجه إلى التعليم والعمل الخيري والتجارة، وكان عضو الاتحاد العالمي اشتهر بجهوده داخل البلاد وخارجها، يدعو الناس إلى الله على منهج أهل السنة والجماعة الوسطي المعتدل، وقد عُرف بجرأته وشجاعته في بيان الحق. اهد. وقد قتل يوم الجمعة ٥ ربيع الآخر، ١٥ فبراير وهو يؤدي صلاة العصر في مسجد البدر وهو يؤدي وسط الصومال على يد أحد عناصر الجماعات المسلحة.

صدر له: مذكرات الحركة الإسلامية في الصومال/ برواية الشيخ عبدالقادر نور فارح (جعمى)؛ أعده للنشر محمد عمر أحمد(١).

**عبدالقاد**ر ا**لياجوري** (۱۳۳۱ – ۱۶۱۲ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۹۱م) عالم مجاهد.



ولد في بكمار بولاية الوادي في الجزائر. حصل على شهادة التطويع من جامع الزيتونة، انخرط في جمعية العلماء المسلمين عند تأسيسها. درَّس وأمَّ وخطب بتكليف من الجمعية، مندوبًا وموفدًا وممثلًا لها في

(١) والمعلومات من الكتاب المذكور، موقع الاتحاد العالمي
 لعلماء المسلمين ٧/٤/٤٦ د.، وإضافات.

أماكن عدَّة، وبقي عضوًا إداريًا فيها حتى الحلَّت واند بحت في جبهة التحرير الوطني، اعتُقل وعُذِّب ونُفي. عيِّن أستاذًا في معهد ابن باديس بقسنطينة، ثم إمامًا وخطيبًا ومشرفًا على مسجد الفلاح في وهران، ومندوبًا متجولًا في الغرب الجزائري، ثم رئيس لجنة قضائية مؤقتة حتى إعلان الاستقلال، وكان أستاذًا لثانوية ابن باديس بوهران. وبعد التقاعد ألقى دروسًا متطوعًا، ودرَّس كبار طلبة العلم بمسجد الفلاح. توفي يوم الاثنين ٢ صفر، ١٢ آب (أغسطس)(٢).

#### عبدالقادر ياسين حسن (١٣٥١ - ١٤١٥هـ = ١٩٣٢ - ١٩٩٤م)

طبيب متخصص. من مواليد مدينة بغداد، حيث كان والده (الموصلي) عسكريًا بها. حصل على الدكتوراه في فلسفة الطب من جامعة درهام بإنجلترا، وتخصص في (الفسلجة الطبية)، واكتسب خبرات مهنية وأكاديمية وتدريسية، فحاضر في جامعة بغداد، وفي جامعة درهام، وعمل في مستشفيات، واعتلى مناصب في جامعة الموصل، وشارك في دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات واجتماعات علمية، مع كونه عضوًا في جمعيات عديدة، مثل اتحاد الجمعية الطبية الملكية بإنجلترا، وجمعية تنظيم الأسرة العراقية، وأشرف على رسائل ماجستير في علم الأدوية، وعلى أبحاث مختلفة في كلية الطب، وكان مندوب جامعة الموصل في لجنة المختبرات الدائمة بمجلس اتحاد الجامعات العربية، ورئيس تحرير محلة طب الموصل، وعميدًا للكلية، ومساعدًا لرئيس الجامعة (الموصل). وتوفي يوم ١٩ رجب، ٢١ كانون الأول.

(٢) من أعلام الإصلاح في الجزائر ٧٦/٢.



عبدالقادر ياسين كان عميدًا لكلية الطب بجامعة الموصل

نشر (٣٤) بحثًا في المحلات الأجنبية والعربية والعرابية والعراقية باللغة الإنجليزية، ماعدا ثلاثة منها بالعربية، وشرع في تأليف كتابين باللغة الإنجليزية، أحدهما في طرق التفكير والكتابة العلمية في ميدان الطب، والآخر في موضوع الفسلجة السريرية، وصمَّم جهازين نشرهما في مجلتين عالميتين "

عبدالقادر يحيى عبدالجبار (١٣٥٨ - ١٤١٤ه = ١٩٣٩ - ١٩٩٣م) طبيب حراح كبير.



ولد في دير الزور بسورية. ختم القرآن الكريم في الكتاتيب قبل سن السادسة، تخرج في كلية الطب بجامعة القاهرة، وحصل على شهادة F.R.C.S من بريطانيا، وتخصص في الجراحة العظمية. ثم كان أحد مؤسّسي كلية الطب بجامعة حلب، وعُيِّن أستاذًا للجراحة العظمية فيها ، ثم رئيسًا للقسم، ثم مديرًا فنيًا وكبير أطباء المشفى، فوكيلاً للكلية. وقد تخرجت أول دفعة دراسات

(٣) موسوعة أعلام الموصل.

عليا حازت على شهادة الماجستير بالجراحة العظمية تحت إشرافه من جامعة حلب عام ١٤٠٥هـ. وحصل على درجة الزمالة في الجراحة العامة خلال ثلاث سنوات، وهي أقل مدة دراسية تنال بما هذه الدرجة العلمية. وعمل في ميدان الجراحة العامة في بريطانيا، وكان عضوًا في هيئة كبار الجراحين العظميين العالمية، وله باع في وضع وإعداد المناهج والاستراتيجيات والصروح والمؤسسات العلمية التي تنهجها الدولة. وكان ذكيًا هادئًا، ذا رأي حصيف، مقلًا في الكلام، لا يتحدث إلا فيما ينفع ويفيد، يحافظ على صلواته، وعلى قراءة القرآن الكريم، يحب العمل الخفى الذي يخدم العقيدة، ويتمتع بثقافة إسلامية عامة تعتمد على مؤلفات رجال الفكر والدعوة في الإسلام في العصر الحديث. ولم يكن يحب الظهور، ويرفض دعوات وزارة الإعلام لإجراء الأحاديث الإذاعية أو المقابلات التلفزيونية. كما عرف بتواضعه وإحسانه إلى الفقراء والمحتاجين في محال عمله. توفي في حلب يوم ٢٥ جمادي الآخرة، ٩ كانون الأول (ديسمبر) نتيجة لحادث وعائبي

ومن مؤلفاته: الجراحة الرضّية، أمراض الجهاز الحركي (بالاشتراك مع محمد صبحي داية).

دماغي.

وله أبحاث مهمة في مجال تخصصه، لاسيما في مجال جراحة عظام عنق الفخذ، منها: بحث عن معالجة خلع الورك الولادي، بحث في تاريخ الطب عند المسلمين (عن ابن النفيس) نوقش في مؤتمر الطب الإسلامي عام ١٤٠٣هـ (١٠).

#### عبدالقادر يحيى المكرَّم (۱۳٤٨ - ١٤٠٣ه = ١٩٢٩ - ١٩٨٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالقادر يوسف عبدالقادر (١٣٤٥ - ١٤٣٣ه = ١٩٢٦ - ٢٠١١م) مستشار تربوي.



من مواليد (الطيبة) في قضاء طولكرم بفلسطين. بعد حرب ١٩٤٨م درَّس في الأردن ثم الكويت، وحصل على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة إنديانا بأمريكا، والدكتوراه في فلسفة التربية والعلوم السياسية. عمل مشرفًا على برامج المعلمين في ليبيا، ومدرسًا في كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية، وترأس قسم الدراسات التربوية والنفسية في جامعة بنغازي، عاد إلى الكويت وعيِّن مراقبًا عامًا للبحوث والترجمة والتراث العربي في وزارة الإرشاد والأنباء، ثم كان حبيرًا لمنظمة اليونسكو في بغداد، ومستشارًا إقليميًا لشؤون تدريب المعلمين في الدول العربية، ومديرًا لمكتب اليونسكو الإقليمي في البلاد العربية، وكان عضوًا في الجمع العلمي العراقي، واشترك في ملتقيات ومؤتمرات عالمية. وقد كتب وترجم عشرات الكتب، ومُنح درجة رفيعة المستوى من جامعة أنديانا على الإنجازات التربوية المميزة له عربيًا ودوليًا. ونظم الشعر. توفي يوم السبت ٨ محرم، ٣ ديسمبر (كانون الأول).



عبدالقادر يوسف كان مديرًا لمكتب اليونسكو الاقليمي في البلاد العربية

ومن مؤلفاته وترجماته: التربية والمجتمع، تعليم الفلسطينيين ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا، تكنولوجيا السلوك الإنساني/ ب.ف. سكينر (ترجمة)، تنمية الكفاءات التربوية أو تدريب المعلمين أثناء الخدمة، الخليج العربي: مجمل تاريخي من أقدم الأزمنة حتى أوائل القرن العشرين/ أرنولد. ت. ويلسون أرجمة)، دراسات في إعداد وتدريب العاملين في التربية، عبرة النكسة، مستقبل التربية في العالم العربي في ضوء التجربة الفلسطينية، وودرو ويلسون وسياسة توازن القوى، تكنولوجيا السلوك الإنساني، هجرة معلم، من وحي بشار (اسم ابنه)(٢).

عبدالقدوس بن القاسم الأنصاري (۱۳۲۶ - ۱۶۰۳ = ۱۹۰۱ - ۱۹۸۳م) أديب، مؤرخ، محرر صحفي.



ولد في المدينة المنورة، ودرس في المسجد النبوي الشريف، فتعلم مبادئ العلوم الإسلامية والعربية، وبعدها عيِّن في ديوان (٢) موسوعة كتاب فلسطين ٢-(٤٥) موقع هنا الطبية:

(٢) موسوعة كتاب فلسطين ٢/٥٥٦، موقع هنا الطيبة: الطيبة والمنطقة ٢/١١/١٢/٣م.

 <sup>(</sup>١) أفادي بالترجمة شقيق المترجم له المهندس عبدالجيد،
 ومعلومات من تلميذه الدكتور عبدالناصر بشعان البدراني.

إمارة المدينة المنورة، ودرَّس الأدب العربي في مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة، وتولى رئاسة تحرير جريدة (أم القرى) الرسمية في مكة المكرمة منذ عام ١٣٥٩هـ، وحتى عام ١٣٦٢هـ، نقل بعد ذلك ليعمل في ديوان نائب الملك في الحجاز، حتى وصل إلى وظيفة مستشار في الديوان. وفي عام ١٣٨٧ه تقاعد عن العمل ليتفرغ للتأليف والبحث، وليدير ويرأس تحرير محلة (المنهل) التي قام بتأسيسها. وقد قام برحلات لمختلف البلاد العربية. وأصدر أول رواية بالحجاز هي «التوأمان». توفي مساء يوم الثلاثاء ٢٢ جمادي الآخرة.



عبدالقدوس الأنصاري (خطه وتوقيعه)

ومما كُتب فيه:

عبدالقدوس الأنصاري شاعرًا/ عبدالله أحمد

عبدالقدوس الأنصاري من رواد الأدب والفكر العربي الإسلامي/ أكرم جميل قنبس.

عبدالقدوس الأنصاري: حياته وأدبه/ نبيل بن عبدالرحمن المحيش (أصله رسالة ماجستير من جامعة الإمام بالرياض). عبدالقدوس الأنصاري وإسهاماته العلمية والثقافية: أبحاث ملتقى العقيق الثقافي، الدورة الأولى، ١٤٢٨هـ/ إعداد ومراجعة محمد الدبيسي، عيد الحجيلي.

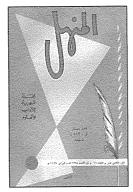

عبدالقدوس الأنصاري مؤسس مجلة المنهل ورئيس

ومن مؤلفاته: تاريخ مدينة جدة، رحلة الرياض، التوأمان (رواية)، الأنصاريات (ديوان شعر)، إصلاحات في لغة الكتابة والأدب، بناة العلم في الحجاز الحديث، تحقيق أمكنة في الحجاز وتهامة، طريق الهجرة النبوية، السيد أحمد الفيض آبادي، الطائف: تاريخ وحضارة ومصادر ثراء وآثار، النحيل والتمور في بلاد العرب، آثار المدينة المنورة، الملك عبدالعزيز في مرآة الشعر، تاريخ العين العزيزية بجدة ولمحات عن مصادر المياه في المملكة العربية السعودية، إصلاحات في لغة الكتابة والأدب (يحتوي على مقالات جديدة جمعت من محلة المنهل إضافة إلى ثلاثة كتب أحدها بالاسم نفسه، والآخر: مع كتاب الواضح لأبي بكر الزبيدي، التحقيقات المعدَّة). ومؤلفات أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

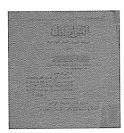

(التوأمان) أول رواية في الحجاز كتبها عبدالقدوس الأنصاري

عبدالقدوس قرياقص رزق (7371 - 3.314 = 3791 - 38919) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالقدوس المضواحي  $(\Lambda \Gamma \pi I - \pi \pi \sharp I \alpha = \Lambda \sharp P I - \overline{\overline{\tau}} I \cdot \tau_{5})$ حزبي معارض.



ولد في قرية المصنعة عديرية السدة في محافظة إب باليمن. درس الطبَّ في جامعة كييف بالاتحاد السوفيتي، عاد وشارك في تأسيس التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وانتخب عضوًا في لجنته المركزية. وكان عضوًا في اللجنة القيادية بحركة ١٣ يونيو ١٩٧٧م التي قادها الرئيس إبراهيم الحمدي، وأحد قادة انقلاب ١٥ أكتوبر ١٩٧٨م الناصري ضدَّ نظام على عبدالله صالح، وبعد فشل الحركة غادر صنعاء إلى عدن ليؤسِّس مع عدد من رفقائه جبهة ١٣ يونيو للقوى الشعبية، وكان أحد قادتها. تنقل في عواصم عربية وأجنبية لحشد التأييد ضدَّ نظام صالح، وعاد بعد الوحدة ليبقى على مواقفه المعارضة، وبات أحد رموز المعارضة، وعضوًا مؤسِّسًا لمعظم أطرها السياسية. وكان أيضًا عضوًا في الأمانة العامة للمؤتمر القومى العربي في ربيع ١٩٩٠م، كما

(١) عاشوا أيتامًا ٧٦/١، معجم الأدباء الإسلاميين ٢/٢٧٢، رسائل الأعلام ص١٣٨، الفيصل ع٧٤ (شعبان ١٤٠٣هـ)، وع٤٠ (شوال ١٤٠٠هـ) ص١٥١، الموسوعة الأدبية ١٠٣/٣، أدباء سعوديون ص٢٥٧، الاثنينية ١٣/١، معجم مؤرخي الجزيرة العربية ص٩، شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب ٢١/١، موسوعة الأدباء والكُتاب السعوديين ٣٢/١، العرب س ١٨ ع٣ - ٤ (رمضان ١٤٠٣هـ) ص٢٦٥، والمنهل ع٥٠٠ (جمادي الأولى والآخرة) ص١٢٤، ١٣٨، دليل الإعلام والأعلام في العالم العربي

شارك في تأسيس المؤتمر القومي الإسلامي عام ١٤١٤ هـ (١٩٩٤م)، واختير عضوًا في لجنة المتابعة عدة مرات، وحضر العديد من الندوات الفكرية والسياسية العربية والدولية. توفي يوم الخميس ١٢ صفر، ٥ كانون الثاني (يناير)(١).

#### عبدالقدوس ملازهي (۰۰۰ – ۱٤۲۹ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۸)

من أهل السنة بإيران. مدير مدرسة دار الفرقان الدينية في مدينة إيرانشهر بإقليم بلوشستان. اعتُقل واتحم بالانتماء إلى منظمة جند الله، ونفى أهله ذلك، بل ذكروا رفضه التوقف عن التدريس في مدرسة دار الفرقان. وأعدمته السلطة بعد شهور من اعتقاله(٢).

عبدالقدير = حاجي عبدالقدير

عبدالقديم بن يوسف زلوم (١٣٤٢ - ١٤٢٤ه = ١٩٢٣ - ٢٠٠٣م) أمير حزب التحرير (الإسلامي).



ولادته في مدينة الخليل، من أسرة خدمت المسجد الإبراهيمي، وكان والده من حفظة القرآن، وعمه مفتيًا للخليل، أرسله والده إلى الأزهر فحصل على الشهادة العالية،

 (١) موقع أخبار اليمن ٦ يناير ٢٠١٢م، موسوعة الألقاب اليمنية ٢/٨٧٨.

(٢) موقع الإسلام اليوم (جمادي الأولى ٢٩ ١٤٨).

والعالمية مع تخصص القضاء، وعين في مدارس بيت لحم، ثم الخليل، والتقى بالشيخ تقي الدين النبهاني عام ١٣٧٢هـ، وكان يذهب معه إلى القدس لمناقشة وتنسيق موضوع حزب التحرير، وقد انضمَّ إليه عندما بدأ العمل في السنة التالية، وأصبح عضوًا في قيادته منذ عام ١٣٧٦هـ، فكان أحد الثلاثة الذين انضمُّوا إلى الشيخ تقي الدين عندما انفصل عن جماعة الإحوان المسلمين عام ١٣٧٢هـ (والآخران هما أسعد ورجب البيوضي التميمي)، واختير أميرًا للحزب بعد وفاته عام ١٣٩٨هـ، بعد أن أميرًا للحزب بعد وفاته عام ١٣٩٨هـ، بعد أن بلغ ثمانين عامًا، ومات بعد أربعين يومًا، في يوم الثلاثاء ٢٧ صفر، ٢٩ أبريل (نيسان).



عبدالقديم زلوم أمير حزب التحرير

وله مؤلفات، هي: الأموال في دولة الخلافة، كيف هدمت الخلافة، نظام الحكم في الإسلام: توسيعه وتنقيحه، الديمقراطية نظام كفر، حكم الشرع في الاستنساخ، نقل الأعضاء – الإجهاض – أطفال الأنابيب – أجهزة الإنعاش الطبية، الحياة والموت، منهج حزب التحرير في التغيير، التعريف بحزب التحرير، الحملة الأمريكية للقضاء على الإسلام، الحملة الصليبية للقضاء على الإسلام، الحملة الصليبية للطورج بوش على المسلمين، هزات الأسواق المالية، حتمية صراع الحضارات "".

عبدالقهار داود العاني (۰۰۰ - ۲۳۲۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۱م) من علماء القرآن.



من العراق. أستاذ التفسير في كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد، عميد كلية ابن سينا للدراسات العليا، رئيس قسم الدراسات القرآنية والحديثية بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، عضو مجلس الشورى في هيئة علماء المسلمين بالعراق. توفي ببغداد صباح يوم الثلاثاء ٢٩ محرم، ٤ كانون الثاني.

وله كتب، منها: الاستشراق والقرآن، تفسير القرآن: سورة النساء وسورة الأنفال، سورة النساء، الحديث الشريف (بالمشاركة)، دراسات في التفسير والمفسرين، دراسات في علوم القرآن، الفكر الإسلامي الحديث، الاستشراق والدراسات الإسلامية، مناهج المستشرقين (مع سعدون الساموك)، إعجاز القرآن، الصوفية: دراسة نظرية نقدية، دراسات مقارنة في التفاسير المعاصرة (1).

عبدالقهَّار صالح العليوي (١٣٥٣ - ١٤٠١ه = ١٩٣٤ - ١٩٨١م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عبدالقوي ح**سن **مكاوي** (۱۳۳۷ - ۱۶۱۹ه = ۱۹۱۸ - ۱۹۹۸م) رجل دولة.

 <sup>(</sup>٦) المجتمع ع١٥٥٠ (٣/٩/٤١٤هـ) ص١٦، موسوعة الحركات الإسلامية ص٢٥٧، الموسوعة الحرة (نقلًا عن مجلة الوعى ع٢٣٤ و ٢٣٥).

 <sup>(</sup>٤) موقع هيئة علماء المسلمين في العراق (إثر وفاته)،
 معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٠٠٢٥.



ولد في عدن، اشتغل بالأعمال الاقتصادية، عضو بالمجلس التشريعي، رئيس جبهة التحرير الوطنية، رئيس الوزراء في عدن عام المحتل قحطان الشعبي، ثم كان سكرتيرًا عامًا لمجلس الثورة وتولى الشعبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، عاش بعدها في القاهرة، عمل على إقامة حكومة يمنية في المنفى مناهضة للحكم الشيوعي. مات في ١٩ ربيع الآخر، ١٢ آب (أغسطس).

من مؤلفاته المطبوعة: الجنوب اليمني قضية وتاريخًا، شهادي للتاريخ: خبايا الغزو الشيوعي لجنوب اليمن، اليمن الجنوبي إلى أين: التجربة والخطأ والبديل المنشود(١٠).

#### عبدالقوي زكي عياد (۲۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) باحث فلكي.

من مصر. حصل على الدكتوراه بمنحة من الدولة. أستاذ ورئيس قسمي الفلك في كلية العلوم بجامعة الملك سعود بالرياض. مات في ۲۷ جمادى الأولى، ١٥٠

من آثاره التي وقفت عليها: دليل فيليب للنجوم والكواكب/ باتريك مور (ترجمة)، قصة الكون: عجب وبحاء/كليفور سيماك (ترجمة)، الموسوعة الفلكية/ أ.فايجرت، هـ. تسمرمان (أنجز ترجمته وهو جندي في

(١) القاموس السياسي ص ٩٧٠، موسوعة الألقاب اليمنية
 (١٤٦٧، معجم القبائل والبلدان في اليمن ١٦٦٢٣، اليمن في ١٠١٠ عام ص٤٤٦، موسوعة الأعلام للشميري، وصورته من موقع صوت الجنوب.

#### الجيش وطبع في محلد ضخم).



عبدالقوي أبو طالب (۲۰۰۰ - ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالقوي عبدالواسع الإرياني (١٣٧٤ - ١٤٣٣ هـ = ١٩٥٤ - ٢٠١٢م) دبلوماسي سياسي.



ولادته في إربان بمحافظة إب في اليمن. حصل على إجازة في العلوم السياسية من جامعة طهران، والماجستير في التخصص نفسه من الجامعة الملية الإسلامية بالهند، والدكتوراه أيضًا من جامعة دلحي، مع دورات دبلوماسية في الخارج. التحق بوزارة الخارجية، وعمل مديرًا لإدارة المنظمات الإقليمية بالوزارة، ورئيسًا لدائرة التوثيق والمعلومات، وسفيرًا لدى إيران، ثم في تركيا، والاجتماعات الدولية والإقليمية. توفي يوم والاجتماعات الدولية والإقليمية. توفي يوم المؤبر.

نشرت له عدة مقالات وأبحاث حول اليمن والدول العربية في حركة عدم الانحياز.

وأصدر ثلاثة كتب عن السياسة الخارجية لليمن (٢).

# عبدالقيوم بن زين الله البستوي الرحماني (م. ١٣٣٨ - ٢٠٠٩م) عالم داعية محدِّث.

ولد في قرية دودنيا بمديرية سرهارت نفر بالهند، تلقّى تعليمه العالي في دار الحديث الرحمانية بدلهي، وتتلمذ على مشايخ كبار، منهم الشيخ عبدالله الرحماني المباركفوري صاحب (مرعاة المفاتيح)، وشيخ الحديث أحمد الله القرشي، وحصل على شهادة (مولوي فاضل)، وأسهم في تحرير الهند، وأودع السجن ثلاث مرات، ودعا وأرشد وذكّر في محاضرات ودروس في طول الهند وعرضها، وعُرف بزهده، وقرأ عليه جمع في الكويت وغيرها، وكان صبورًا على التعليم.

# عبد القيوم بن زين الله البستوي الرحماني مرح و احربهم إلى المرادة عامة مرادة المردق المراد المردي الرحالي مرادة المردي الرحالي المرادة المردية القالمنة المردة المر

عبدالقيوم البستوي (خطه)

من مؤلفاته المطبوعة بالعربية: منحة الباري بختم سماع صحيح البخاري (٣).

#### عبدالكافي الأبرش (١٣٤٩ - ١٤٢٧هـ = ١٩٣١ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) المؤتمر نت ١٨/١٠/١٢م.

ر) الإعلام بمن زار الكويت ص١٥٥ مع إضافات. وخطه من «السير الحثيث» لمحمد بن ناصر العجمي، الذي طبع في أول «تعليقات القاري» وفيه اسم والده (زين الدين).

#### **عبدالكافي محمد سعيد** (۱۳۵۸ - ۱۲۱۲ه = ۱۹۳۹ - ۱۹۹۲م) كاتب مسرحي.



ولد في قرية الرام بناحية القبيطة في لواء تعز باليمن، تحرَّج في معهد المعلمين، ومضى إلى الخليج للعمل، انتسب إلى الجيش القطري، وأخدى وأخذ دورة تدريبية على المدفعية، وأخرى على الأجهزة اللاسلكية، عاد إلى بلده وانخرط في سلك الحرس الوطني، وتخرَّج في الكلية الحربية، وعين قائدًا لسلاح المركبات، ووصل إلى رتبة عقيد، وحصَّل أوسمة. مات في ٢٤ رجب، ٢٨ يناير في الحديدة.

كتب القصة والمسرحية والدراما للإذاعة والتلفزيون.

القصص التي كتبها: مغترب إلى الأبد، الجفاف، عود الكبريت، اليسك، صرحة. وكتب مسرحيات عديدة مثّلت، ولم تطبع، أو لم يطبع كلها، منها: اليسك، الفار من قفص الاتمام، السفر في الظلام (وهذه طبعت)، أنشودة السبعين، الهجرة والأرض، مغترب إلى الأبد. وله أعمال أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

عبدالكبير الخطيبي (۱۳۵۷ - ۱۶۳۰ه = ۱۹۳۸ - ۲۰۰۹م) روائي وشاعر حداثي، باحث اجتماعي، كتب بالفرنسية.

(١) أعلام الأدب والفن المسرحي في اليمن ص٢٢٨٠.



من مدينة الجديدة بالمغرب. حصل على الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة السوربون. عمل أستاذًا بكلية الآداب في جامعة محمد الخامس، ومديرًا لمعهد السوسيولوجيا بالرباط، حتى إقفاله سنة العلمي بالرباط. انضم إلى اتحاد كتاب المغرب، وعمل رئيسًا لتحرير «المجلة المغربية المغرب، وحصل على جائزة للاقتصاد والاجتماع»، وحصل على جائزة الأدب الفرنسية. مات يوم الاثنين ١٩ ربيع الأول، ١٦ آذار (مارس).

تزيد مؤلفاته على (٢٥) كتابًا، منها: الاسم العربي الجريح (ترجمة محمد بنيس)، تصوير الفنان أحمد الشرقاوي (مع ادموند المليح وطوبي مارايني)، ديوان الخط العربي (مع محمد السجلماسي، ترجمة محمد برادة)، الذاكرة الموشومة (ترجمه بطرس الحلاق)، صيف في ستكموع: رواية (ترجمة فريد الزاهي)، المغرب العربي وقضايا الحداثة (ترجمه أدونيس وآخرون)، المناضل الطبقى على الطريقة التاوية: شعر (ترجمة كاظم جهاد)، موت الفنانين (مسرحية)، في الكتابة والتجربة (ترجمة محمد برادة)، النبي المقنَّع (ترجمة محمد الكغاط)، النقد المزدوج (ترجمه أدونيس وآخرون)، الرواية المغاربية (أطروحته في الدكتوراه بالفرنسية، طبعت)، تفكير المغرب، صور الأجنبي في الأدب الفرنسي، كتاب الدم، وأعماله الشعرية الفرنسية صدرت في ٣جـ(٢).

 (۲) وكالة رويترز (إثر وفاته) مع إضافات، الجزيرة نت في يوم وفاته، الموسوعة الحرة، معجم الروائيين العرب صـ٢٦٩٥، موقع هسبرس (إثر وفاته).

عبدالكبير الزمراني (١٣٣١ – ١٣٩٧ه = ١٩١٣ – ١٩٧٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالكبير بن عبدالحفيظ الفاسي (١٣١٨ - ١٤٠١ه = ١٩٠٠ - ١٩٨١م) سفير ومحرر صحفى.



من فاس. حصل على شهادة في القانون من معهد الدروس العليا، عمل موظفًا في الأوسمة والتشريفات، والتحق بسلك القضاء، لكن المحتلّ الفرنسي عزله. وقد مال إلى الأدب والتاريخ، وخاصة تاريخ الأندلس، فنشر مقالات وأبحاثًا في ذلك، وأصدر مجلة «العدوتين» بنطحة، وفي الدار البيضاء عين قاضيًا بالمحكمة العليا من قسم الجنايات. وبعد الاستقلال عين سفيرًا في إيران والأردن، واستقرَّ عراكش مهتمًا بالكتابة، وخلَف مكتبة مهمة (۱).

عبدالكبير بن المهدي الفاسي (۱۳۳۹ - ۱۹۱۸ه؟ = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۷م) دبلوماسي، رجل دولة.



عبدالكبير بن المهدي الفاسي عمل مديرًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية

(٣) معلمة المغرب ١٩/ ٢٠٤،، معجم البابطين لشعراء العربية.

من فاس. حصل على شهادة عليا في الرياضيات والفيزياء، ودرَّس. انخرط في الحركة الوطنية حتى صار من قادة الكفاح المسلح ضد العدو المحتل، وسُحن وعدَّب، ونظم مع علال الفاسي المقاومة المسلحة في المنطقة الجنوبية، عاد بعد الاستقلال إلى العمل الحكومي والدبلوماسي، فعيِّن مديرًا للشؤون الصحراوية، ورسم الحدود الطبيعية للمغرب، وعمل على استرجاع الأجزاء التي كانت ما زالت تحت الاحتلال، ثم عيِّن سفيرًا في ألمانيا ومصر والاتحاد السوفياتي وتونس، ثم شغل منصب مدير الوكالة النووية بفيينا، ومات بالدار البيضاء (۱).

عبدالكريم إبراهيم الأصقه (٠٠٠ - ١٤٣٣ه = ٠٠٠ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالكريم بن إبراهيم الأمير (١٣٣٠ - ١٤٢١ه = ١٩١١ - ٢٠٠٠م؟) أديب شاعر.



نشأ ودرس في صنعاء. أحذ العلوم عن عمه عبدالخالق والقاضي يحيى الأرياني. اهتمَّ وبرز في الشعر والأدب، وكانت محالسه حافلة بالأدباء. رأس تحرير حريدة الإيمان» الرسمية بصنعاء، عيِّن مستشارًا لسنحان، وفي عهد الثورة عيِّن مستشارًا بوزارة الإعلام. استقرَّ في جدَّة وبما مات، يوم ١١ شعبان، ٨ نوفمبر.

له أبحاث وقصائد، وكتب القسم الأخير

(١) معلمة المغرب ١٩/ ٦٤٠٧.

من سيرة الإمام يحيى(٢).

#### عبدالكريم إبراهيم الأمين (١٣٤٥ - ١٤١٣ه = ١٩٢٦ - ١٩٩٣م) باحث في المكتبات.

من الناصرية، ثم بغداد. حصل على الماجستير من جامعة بغداد في موضوع «دريد بن الصمة»، وكتب في شؤون المكتبات والمعلومات.

من آثاره المطبوعة: التصنيف والفهرسة في علم المكتبات، إدارة المكتبة (مع آخرين)، الإحراءات المكتبية (مع آخرين)، النتاج الفكري في العلوم الاجتماعية والإنسانيات (مع آخرين)، مبادئ الفهرسة والتصنيف (مع آخرین)، تعلیمات حول تنظیم المكتبة، جمعية المؤلفين والكتاب العراقيين في عامها العاشر: سجل أدبي علمي تاريخي لنشاط الجمعية (بالمشاركة)، دليل المراجع العربية (بالمشاركة)، دور المكتبة في التعليم الإلزامي ومحو الأمية، فقدان الكتب من المكتبات العامة والمكتبات الجامعية ظاهرة تدل على الفردية وعدم الشعور بالتعاون الجماعي، محاضرات ألقيت على المشاركين في دورة العاملين في مكتبات وزارة التربية (بالمشاركة). وله كتب غيرها ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(٣)</sup>.

## عبدالكريم إبراهيم العزباوي ( ٠٠٠ - نحو ١٩٩٨م = ٠٠٠ - نحو ١٩٩٨م لغوى، محقِّق.

من مصر. عضو المجمع اللغوي. ولعله عمل في جامعة أم القرى. حقَّق كتبًا تراثية. من آثاره العلمية: الأغاني لأبي الفرج

 (٢) أعلام المؤلفين الزيدية ص٥٥٧، معجم البلدان والقبائل اليمنية ١٠٤٤، موسوعة الأعلام للشميري. وصورته من موقع واحة الأدب اليمني.

(٣) معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ١٠٤، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٢٠٤.

الأصفهاني (تحقيق مع على السباعي ومحمود غنيم)، غريب الحديث للخطابي (تحقيق)، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث للمديني (تحقيق)، الموجز في الطب لابن النفيس (تحقيق)، كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني (تحقيق).

#### عبدالكريم أحمد جدبان (١٣٨٥ ١٣٨٥ = ١٤٣٥ ١٩٦٥م) كاتب ومحقق زيدي متشيّع.



من مديرية الرازح باليمن. حاصل على شهادة الماجستير في الدراسات الإسلامية، عضو لجنة العدل والأوقاف في مجلس النواب، عضو رابطة علماء اليمن، عضو مؤتمر الحوار الوطني، عضو لجنة تأليف مناهج التربية والتعليم، من حزب الحقّ ذي التوجه الشيعي، قيادي في حركة (أنصار الحق) من الحوثيين. اغتيل يوم الجمعة ١٩ الحق) من الحوثيين. اغتيل يوم الجمعة ١٩ محرم، ٢٢ نوفمبر.

تحقيقاته: من مجموع كتب ورسائل الإمام الحسين بن القاسم العياني، الاحتساب/ الحسن بن على الأطروش، الإمامة القاسم بن إبراهيم الرسي، إمامة علي بن أبي طالب/ للسابق، البساط/ للأطروش، تثبيت الإمامة للرسي، تفسير الإمام الهادي، تفسير العرش والكرسي للرسي، تفسير القرآن للرسي، حول مسألة لرجلين من أهل طبرستان للرسي، الدليل الصغير للرسي، الدليل الصغير للرسي، الدليل الكبير للرسي، الدليل العنير

الرافضة للرسي، الردُّ على الروافض من أهل الغلو للرسي، الردُّ على الزنديق ابن المقفَّع للرسي، الردُّ على الجبرة للرسي، وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### عبدالكريم أحمد الخميسي (١٣٦١ - ١٤٣٢ه = ١٩٤٢ - ٢٠١٠م) أديب شاعر.



من مواليد محافظة حجّة باليمن، حصل على دبلوم عال في العلوم الصحية، درَّس في معهد الإدارة العامة، وعمل مديرًا عامًا بوزارة الصحة، نشط في الحركة الرياضية، كما عمل سفيرًا في وزارة الخارجية، ووكيلًا للوزارة، وتولَّى رئاسة الهيئة العامة للكتاب، وعمل مستشارًا لوزير الثقافة، نظم الشعر، وكتب عمودًا يوميًا في جريدة (الثورة) بعنوان (أشواق الغد)، وعمودًا ثابتًا في جريدة ٢٦ أكتوبر بعنوان (بيت القصيد)، كما نشط اجتماعيًا، ورأس جمعية (بستان الخير)، مدير تحرير صحيفتي (صوت اليمن) و (الميثاق)، عضو في العديد من الجمعيات والنوادى الأدبية والثقافية والاجتماعية، وتُرجمت قصائد له إلى الروسية والصينية. توفي يوم السبت ۱۲ محرم، ۱۸ ديسمبر<sup>(۲)</sup>.

عبدالكريم بن أحمد سكيرج (١٣٢٢ - ١٤٠٣ هـ = ١٩٠٤ - ١٩٨٣م) أديب خطاط.



من فاس. درس على علماء، وشارك في الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي، ونظم قصائد في ذلك، وكان خطاطًا، اختار التلوين الخطي المتجلي في مختلف الأنواع التي مارسها، مشرقية أو مغربية، ومن آثاره في ذلك: كتابات منقوشة على جدران ومحراب المسجد الإسلامي في باريس، وفي قصر الستينية بمراكش، ورسم عناوين بعض الصحف المغربية، كما أبدع في الخط وجمالية الخط وجمالية اللط وجمالية اللط وجمالية اللط والقة. مات بالدار البيضاء في ١٠ شعبان، ٢٣ مايو.

من مؤلفاته: دفتر ثغر الجديدة لتقييد فوائد عديدة، شاعر الجنوب، ملف يحتوي على عدد من أشعاره وكثير من رسائله، معجزة المغرب (في سيرة أستاذه محمد بن عبدالقادر الفيلالي). ولم يُذكر وضع هذه الكتب(٢).

عبدالكريم بن أحمد العنسي (١٣٣٣ - ١٤٠٠ هـ = ١٩١٥ - ١٩٨٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالكريم إسماعيل دندي (١٣٥٨ - ١٤٢١ه = ١٩٣٩ - ٢٠٠٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عبدالكريم الأشتر** (١٣٤٨ - ١٤٣٧هـ = ١٩٢٩ - ٢٠١١م) كاتب أديب ناقد.

من مواليد حلب. حصل على الدكتوراه من جامعة عين شمس بالقاهرة في الأدب العباسي، درَّس في ثانويات حلب وريفها، وفي جامعة دمشق، كما عمل أستاذًا في جامعة وهران بالجزائر، وفي جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومشًل جامعة دمشق في مؤتمرات علمية دولية، وسمي عضوًا مراسلًا بمجمع اللغة العربية في دمشق، وكان عضو جمعية النقد الأدبي باتحاد الكتاب العرب. خمية النقد الأدبي باتحاد الكتاب العرب. وغيرهما، واختير محكمًا في جوائز عربية، وزار مدنًا، وألقى محاضرات. توفي يوم الجمعة مدنًا، وألقى محاضرات. توفي يوم الجمعة مدنًا، وألقى محاضرات. توفي يوم الجمعة مدنًا، وألقى القعدة، لا تشرين الأول.

صدر فيه كتاب: الناقد والمفكر عبدالكريم الأشتر/ مجموعة باحثين .

من مؤلفاته وتحقيقاته: دعبل بن علي الخزاعي: دراسة تحليلية لحياته وشعره، شعر دعبل بن علي الخزاعي، غروب الأندلس وشجرة الدر: دراسة نقدية مبسّطة للمسرحية الشعرية، فواصل صغيرة في قضايا الفكر والثقافة العربية، مراجعات نقدية بين القديم والحديث، من كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ (اختيار وتعليق)، النشر المهجري: كتاب الرابطة القلمية، نصوص مختارة من الأدب العباسي (اختيار وشرح)، فنون النشر المهجري، النشر المهجري: النشر المهجري: النشر المهجري: النشر المهجري: النشر المهجري: النشر المهجري: العباس وصورة التعبير: معالم في النقد العربي الحديث، وكتب أحرى له في (تكملة العربي الحديث، وكتب أحرى له في (تكملة معجم المؤلفين) (أ).

(٤) تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص٥٥ ، معجم المؤلفين

(٣) معلمة المغرب ١٥/ ٥٠٥٤.

<sup>(</sup>١) موقع مرصد البرلمان البمني (إثر وفاته) وإضافات.

 <sup>(</sup>۲) موسوعة الألقاب اليمنية ٨٦/٢، معجم البابطين
 للشعراء العرب، الميثاق نت ٢٠١٠/١٢/١٩.

من مؤلفاته: تقدم العلم، دراسات في فنية

الأدب العربي، الشموع والقناديل في الشعر العربي، حوار البيروني وابن سينا، معالم

فكرية في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية،

المعجم الديموجرافي المتعدد اللغات: المحلد

العربي (مع عبدالمنعم الشافعي)، تمهيد في

علم الاجتماع، في علم السكان، الجتمع

العربي ومقاييس السكان (محاضرات)،

الفيزياء الحديثة والفلسفة، فصول في الجتمع والنفس، جدلية أبي تمام، معجم

مصطلحات التنمية الاجتماعية في العلوم المتصلة بما. وله مؤلفات أخرى ذكرت في

(تكملة معجم المؤلفين)<sup>(٢)</sup>.

عبدالكريم الأصقه = عبدالكريم إبراهيم

(1171 - 7731 = 1781 - 11.79) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالكريم التهامي المجاطي (1471 - 1731 = 1791 - 01,79) مقاتل من القاعدة.



ولد في الدار البيضاء من أب مغربي وأم فرنسية، حصل على الثانوية العامة، سافر إلى كشمير، شارك في تأسيس «الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة»، وكان كثير التنقل، مستفيدًا من إتقانه الفرنسية والإنحليزية أيضًا، اكتسب حبرة في المتفجرات من القتال في أفغانستان والبوسنة، وكان مطلوبًا من قبل عدة دول، حلقة وصل بين تنظيم القاعدة في أوروبا والمشرق، وله تاريخ طويل مع التنظيمات هنا وهناك... قُتل مع مجموعة في الرسّ

السوريين ص٣٥، موسوعة أعلام سورية ١١٩/١، الضاد

(نیسان ۲۰۱۲م).

عبدالكريم البصري

عبدالكريم بياره = عبدالكريم بن محمد المدرِّس

عبدالكريم بيومي شحاته (۱۰۰۰ – ۱٤۲٦هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)



بالسعودية عندما داهمتهم هناك قوات الأمن، يوم الثلاثاء ٢٦ صفر، ٥ آذار (١).

عبدالكريم بن توفيق اليافي  $(\lambda^{**}(A) - PY + A) = PY + A - A - A$ باحث وخبير اجتماعي سكاني.



من حمص بسورية. درس في حلقات المساجد، حصل على إجازة في الفلسفة، وأخرى في العلوم، وعدة دبلومات عالية، ودكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون، عمل أستاذًا بكلية الآداب في جامعة دمشق، درَّس علم الاجتماع وعلم الجمال، وعمل خبيرًا أول في علم السكان لمركز الديمغرافية في معهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية، عاد إلى جامعة دمشق، ثم العراق. واختير عضوًا في الاتحاد العالمي للدراسة العلمية للسكان، وعضوًا في الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بدمشق، وغيرها. اشترك في مؤتمرات أدبية، وقرض الشعر، وشارك في هيئات علمية عديدة، وعيِّن رئيسًا لتحرير معجم العماد الموسوعي، وعضوًا في مجمع اللغة العربية، ومات صباح يوم السبت ١١ شوال، ١١ تشرين الأول.

صدرت فيه رسالة بعنوان: حفل تأبين الأستاذ الدكتور عبدالكريم اليافي رحمه الله/ مجمع اللغة العربية، ٤٤ص.

(١) الشرق الأوسط ع ٦٦٢٦ (٢٧/٢/٢١هـ)

عبدالكريم جرمانوس (۲۰۱۲ - ۱۳۰۹ه = ۱۸۸۱ - ۱۷۹۱م) مستشرق مجري مسلم، عالم وباحث محقق.



ولد في بودابست، وكان اسمه السابق «جيولا جيرمانوس». تعلق بلغات الشرق الأدبى وتاريخه منذ أن كان طالبًا في الجامعة. تابع دراسته في جامعتي إستانبول ثم فيينا، وأمضى بعدها مدة مديدة في لندن، حيث عكف على دراسة النصوص التركية القديمة في المتحف البريطاني. وعاد أستاذًا للدراسات الشرقية في أكاديمية

(٢) معجم الشعراء من العصر الجاهلي ٣/ ٢٢٦، معجم المؤلفين السوريين ص٥٣٦، تراجم أعضاء الاتحاد ص١٢٢٨، الضاد (كانون الثاني ٢٠٠٩م) ص١٢، أعلام مبلعون ص١٢٠.

تغفل بغبول مودتی المخلصة مصحوالفا هغ العاج الدكتور عبدالكريم حرمانوك كانون الناني

الموالد ساد العظم عبدالغفور عثاراً لمال الاه عره من صديقه المحلص الهاج عبدالكرم بمرا نوك مدرس اربنج الاسلام بجامعة بو دابشته

الحاق تميدالكرى جرط نفرك

عبدالكريم جرمانوس (خطه)

بودابست، يدرِّس تاريخ الفكر الإسلامي واللغتين العربية والتركية. وعُني بتاريخ الأمم الإسلامية، وصنّف كتابًا بالألمانية عن الأدب العثماني، وآخر عن تاريخ الجامعات في المجر بعد الفتح العثماني. ودعاه طاغور شاعر الهند، فعلّم في جامعات دلهي ولاهور وحيدرآباد، وهناك أشهر إسلامه في مسجد دلهي الأكبر،

ونشر كتبه: الحركات الحديثة في الإسلام، والأدب التركي الحديث، ودور الأتراك في التاريخ الإسلامي، والعديد من آثاره العلمية. وقدم إلى القاهرة من بعد، وأنهى دراسته في جامعة الأزهر، ثم قصد مكة حاجًا، وزائرًا مدينة الرسول صلى الله عليه

وسلم، وكتب عن رحلته الروحية في الحج كتابًا أسماه: «الله أكبر» نشر في عدة لغات.

وقام بتحريات علمية، في القاهرة والسعودية، نشرت نتائجها في مجلدين: «شوامخ الأدب العربي» و «دراسات في التركيبات اللغوية العربية». وفي ١٣٦٠هـ (١٩٤١م) عاد ليقضي بضعة أشهر في القاهرة والإسكندرية، سافر بعدها إلى دمشق، ليحاضر بالعربية عن الفكر العربي والأدب العربي المعاصر، وعن صور من الأدب المحري.

ثم صنف كتابًا عن ابن الرومي، ودراسة عنه مع ترجمة لمجموعة من شعره بالألمانية. ولم يلبث أن رجع إلى الشرق العربي في عام ١٣٧٨ه، لكي يستكمل مصادر كتابه عن الأدب

العربي الحديث وأدبائه المعاصرين. وكان قد انتخب عضوًا في المجمع الإيطالي، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة. كما انتخب أمينًا عامًا لنادي القلم المجري، وعضوًا في النادي المصري بعد ذلك، وعضوًا عاملًا في معهد الأبحاث الشرقية بلندن، وعضوًا بأكاديمية علوم البحر الأبيض الإيطالية. وقضى معظم حياته متنقلًا في ربوع البلاد الإسلامية، وتعرَّف إلى كثير من الملوك والرؤساء.

وعندما كان في التسعين من عمره كانت مؤلفاته وبحوثه ومقالاته قد بلغت ١٣٢ كتابًا ومبحثًا ومقالًا، ينصبُ معظمها على الكشف عن عبقرية الفكر الإسلامي والأدب العربي.

وكانت وفاته في ۲۱ ذي الحجة، ۱۱ تشرين الثاني (نوفمبر)<sup>(۱)</sup>.

عبدالكريم الجهيمان = عبدالكريم بن عبدالعزيز الجهيمان

عبدالكريم أبو الحسن محمد (٠٠٠ - ٢٠٠٧م = ٠٠٠ - ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالكريم بن حسين الحلفي (١٣٢٥ – ١٩٧٧ هـ = ١٩٠٧ (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالكريم حسين سعود (١٣٤٩ - ١٤٢٧ه = ١٩٣٠ - ٢٠٠٦م) باحث في الأدب الفرنسي.



ولد في قرية حَلْبكُو التابعة لجبلة على الساحل السوري، حصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، مع دبلوم في القانون، وعلى الدكتوراه في الأدب الفرنسي

(١) لماذا أسلمنا ص٧٤، اللحوة ع ١٩٤ (ربيع الأول ١٩٩هـ)، رحال نوّر الله قلوكم ١٩١/، موسوعة تاريخ الملك الأدب)، رحال نوّر الله قلوكم ١٩١/، موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي ص٥٦، الفيصل ع ٦٣ (رمضان ١٤٨هـ) بقلم عبدالعزيز شرف ص١٢٤، و ٣٣ (ربيع الأول ٤٠٠٠) م ١٩٠ (ربيع الأول ٤٠٠٠)، المستشرقون/ نجيب العقيقي ٣/ ٢٥، الجمع اللعنمي العراقي مج ٢٥ ح ٢ (رحب ص١٤٥) وفي الذكرى الثالثة لرحيله صدر كتاب في بودابست ص١٤٠، المسلم، كتوي على دراسات مخطوطات بعنوان: «الشرق المسلم» كتوي على دراسات مخطوطات عن الإسلام والمسلمين، أصدرتما أقسام الدراسات الشرقية والعربية بجامعة الجر، وقد أشرف على تجميعها وترتيبها خالد ناجي، ويتضمن صفحات عن حياته.

من فرنسا، ودرَّس اللغة والأدب الفرنسي الحديث في جامعة دمشق، وعمل في السلك الدبلوماسي، ومندوبًا في اليونسكو. له: المذاهب الأدبية الحديثة في فرنسا، العربي سيد القدر [بل الله]، أدب المعركة والتجربة النضالية في سورية في القصة والشعر، الشرقيات، ديوان فيكتور هوجو (رسالته الحامعية)، السيرة الذاتية لأندريه مورو (رسالته في الدبلوم)، الإنماء والاشتراكيات (ترجمة)، الدولة اليهودية لمرتزل (ترجمة)، أنان دمشقية مهاجرة، ديوان مخطوط(۱).

عبدالكريم حلبي (١٣٤٦ - ١٩٢٧ه = ١٩٢٧ - ٢٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالكريم بن حمادي الدَّبَان (١٣٢٨ - ١٤١٣ه = ١٩١٠ - ١٩٩٣م) عالم مشارك.

ولادته في تكريت بالعراق، من ذرية الشيخ عبدالقادر الجيلاني. درَس فيها وفي سامراء العلوم الشرعية والعربية، من شيوخه: داود بن سلمان، وعبدالوهاب البدري، وحصل منه على إجازة، ثم عمل مدرِّسًا في مدارس التفيُّض الأهلية، وتخرَّج عليه كثيرون. توفي ببغداد يوم الجمعة ١٦ ذي القعدة، ٧ أيار. وله (١٧) مؤلَّفًا، منها: رسالة في تعريف التصوف واشتقاق الصوفية (ط)، المحموعة النفيسة (١٠٠٠مادة علمية وأدبية وتاریخیة)، مجموعة فتاوی (نُشرت في محلة التربية الإسلامية)، حاشية على شرح مختصر المنتهى في أصول الفقه، العروض والقوافي في أوزان الشعر العربي، الشرح الجديد لجمع الجوامع، رسالة في علم الصرف، رسالة في الفرائض والمواريث، ملخص نصب الراية، رسالة في الأوراق النقدية، رسالة في التفسير على صورة أسئلة وأجوبة (ط)، (١) معجم البابطين لشعراء العربية.

توضيح قطر الندى (ط)، رسالة في القات والقهوة والدخان، حواشي البهجة المرضية للسيوطي في النحو. وسائرها في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).



عبدالكريم آل حمود = عبدالكريم بن محمد حسين آل حمود

عبدالكريم الحيدري (١٣٢٨ - ١٤٠٧ه = ١٩١٠ - ١٩٨٦م) أديب أطفال ريادي.



ولد في حلب، لم يكمل دراسته الحقوقية في فرنسا، درَّس في مدارس حلب ومعاهدها (٤٠) عامًا. اعتبر رائد شعر الأطفال في بلده.

جمع ما نشره من شعره للأطفال في محموعتين، هما: المحفوظات الطريفة، حديقة الأشعار المدرسية.

وكتب عددًا من المسرحيات الغنائية للأطفال مثّلت.

(٢) مما كتبه عبدالحكيم الأنيس في شبكة الألوكة بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ.

كما كتب عدة قصص لهم، منها قصتان مخطوطتان، وأخريات مطبوعتان بعنوان: سعاد وليلى، اللص الشريف. وله أقصوصة بعنوان: نظارة الشيطان، نشرها في مجلة الطفل العربي كانون الأول سنة ١٩٤٧م. وله أيضًا: المنجد في الإملاء، معالم الإنشاء (٣).

عبدالكريم الخطيب = عبدالكريم علي الخطيب

عبدالكريم الخطيب = عبدالكريم محمود الخطيب

عبدالكريم الخطيب (١٣٤٠ - ١٤٢٩ هـ = ١٩٢١ - ٢٠٠٨م) مؤسِّس حزب العدالة والتنمية.



ولادته بمدينة الجديدة في المغرب. درس الطبّ في الجزائر العاصمة، وكان أول طبيب حرَّاح في بلده، أشرف على جمعية دار السلطان بفرنسا، وقام بأنشطة كبيرة لصالح بلاده هناك (١٣٧١هـ)، وكان أول رئيس لحمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا، وفي عام ١٣٧٣هـ دعا قادة الحركة الوطنية إلى العمل المسلح، وتشكلت القيادة الوطنية إلى لجيش التحرير من عدة أشخاص، بينهم التحرير في الجيش المغربي، باعتبار أن التحرير في الجيش المغربي، باعتبار أن مناطق عدة ما زالت محتلة. وكان داعية

(٣) مئة أوائل من حلب ص٢٦٦١، معجم البابطين لشعراء العربية.

إلى التعدد الحزبي حتى يتخلص من تسلط الحزب الواحد وهيمنة جهة واحدة، فاعتُقل مع آخرين لأجل ذلك، واشتدت الأزمة، فصدر إعلان الحريات العامة. وفي عام ١٣٧٧ه أسَّس لجنة عليا مغربية جزائرية للتنسيق بين المقاومتين المغربية والجزائرية، وأنشأ إلى جانب المحجوبي أحرضان حزب الحركة الشعبية في عام ١٣٧٩هـ، وانتخب رئيسًا للبرلمان، ورفض عام ١٣٨٥هـ فرض حالة الاستثناء وحل البرلمان، وعندما رأى توجهًا من أحرضان إلى النزعة الأمازيغية مقابل التوجه الإسلامي والإفريقي والعروبي للمغرب انفصل عنه مع آخرين وأسَّس حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، وتقدُّم بمذكرة تاريخية عام ١٣٩٢هـ للخروج من المأزق السياسي في البلاد، من ضمنها: اعتماد الكتاب والسنة في كلّ مناحى الحياة. وفي تطورات متتالية أسَّس عام ١٤١٧ه (١٩٩٦م) حزب العدالة والتنمية، وتولى منصب الأمين العام سنة ٢٥ ١هـ (٢٠٠٤م)، ويهدف إلى تحقيق شرع الله. ومن الوظائف التي قام بما والمهام التي تولاها: وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية في عهد محمد الخامس وابنه الحسن الثاني، وزير مكلف بالشؤون الإفريقية، وزير الصحة، رئيس أول برلمان للمغرب (١٣٨٣هـ)، أسهم في تشكيل منظمة مساندة للجهاد في أفغانستان، أسس ورأس الجمعية المغربية لمساندة البوسنة والهرسك، فتح أبواب حزب العدالة في وجه الحركة الإسلامية المغربية ممثلة في حركة الإصلاح والتجديد، ورابطة المستقبل الإسلامي، عندما لم تسمح لهم الحكومة بإنشاء أحزاب إسلامية. وقد فاز الحزب بتشكيل الحكومة بعد ثلاث سنوات من وفاته. وتوفي يوم ۲۸ رمضان، ۲۱ أيلول



(سبتمبر)<sup>(۱)</sup>.



حزب العدالة والتنمية

عبدالكريم الخطيب أسس حزب العدالة والتنمية

عبدالكريم الرايس (۱۳۳۱ - ۱۶۱۷هـ = ۱۹۱۲ - ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالكريم زهر الدين (١٣٣٦ - ١٤٣٠ه = ١٩١٧ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالكريم بن زيد الكيلاني (١٣٤٥ - ١٤٢٢هـ = ١٩٢٦ - ٢٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عبدالكريم سايتو** (١٣٢٦ – ١٤١٩هـ = ١٩٠٨ – ١٩٩٨م) رئيس جمعية مسلمي اليابان، أول رئيس للمركز الإسلامي.



ولادته في بلدة كيجا بمحافظة شيزوكا وسط اليابان. تخرج في جامعة تاك شوك، وعين في الخارجية اليابانية، ثم في سفارة اليابان بكابل، ثم في شركة يابانية تمكن من خلالها السفر إلى كابل وبيروت والقاهرة، ومع كل جولاته واختلاطه بالمسلمين لم يشعر برغبة التي جاءت من باكستان، فرافقها وتأثر بطريقتهم وصفاء قلوبم وفهم معنى العبودية بله وحده، فأعلن إسلامه عام ١٣٧٧هـ، درّس مدة طويلة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة التي تخرج منها، ودعا إلى السياسية بالجامعة التي تخرج منها، ودعا إلى

الإسلام بحكمة، وشارك الرئيسين السابقين لجمعية مسلمي اليابان، وانتُخب هو رئيسًا لها سنة ١٣٨٢هـ. وكان أول عمل اضطلع به هو إقامة مقبرة للمسلمين اليابانيين، وأقام علاقات مودة وتعاون بين الجمعية وأصحاب المناصب من المسلمين الوافدين إلى اليابان، فكان ذلك فرصة للمشاركة في المؤتمرات الإسلامية والندوات خارج اليابان، ورسم صورة واضحة لانتشار الإسلام باليابان، ونالت الجمعية في عهده الاعتراف القانوبي من الحكومة اليابانية، فصارت هيئة دينية مستقلة تمارس نشاطها الديني معفاة من الضرائب. وكذا صدرت بحلة «صوت الإسلام» لسان حال الجمعية. وبشخصيته المتميزة نالت الجمعية شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي. ومن أعظم أعماله ابتعاث عدد من الشباب المسلم إلى جامعات البلاد الإسلامية ليكملوا دراساتهم هناك. وسلم المسؤولية عام ١٣٩١هـ إلى الشيخ أبوبكر موريموتو بعد عشر سنوات من رئاسته الجمعية. ومات في ٢٦ من شهر ربيع الآخر، ١٩ آب (أغسطس). رحمه الله تعالى (٢).

عبدالكريم سعيد الكرمي (١٣٢٧ - ١٤٠٠ه = ١٩٠٩ - ١٩٨٠م) شاعر مشهور.



(۲) الإسلام والأديان في اليابان/ سمير عبدالحميد إبراهيم، ص١٤١٦، المجتمع ع ١٢٩٣ ص٢٠ (ووفاته فيه ١٩ ذي القعدة ١٤١٨هـ، ٨ آذار مارس ١٩٩٨م؟). وصورته من موقع الروضة الإسلامي.

من طولكرم بفلسطين. تلقى علومه الابتدائية في طولكرم ودمشق، والثانوية في مدرسة التجهيز ومعهد المعلمين في دمشق، وحصل على أول دورة للبكالوريا السورية عام ١٣٤٥هـ (١٩٢٧م)، وحصل على إجازة من معهد الحقوق الفلسطيني بالقدس، ثم درَّس في مدارسها، وعمل مدة لإذاعة فلسطين، فمحاميًا في حيفا، ثم مدرسًا ومحاميًا بدمشق. وشغل قبل وفاته منصب رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين. وعرف بكنيته «أبو سلمي». وفي سبب كنيته هذه، قال في لقاء أجرته معه مجلة «فلسطين الثورة» عام ١٣٩٥ه: عندما كنت طالبًا في مدرسة عنبر بدمشق، قلت قصيدة غزلية في فتاة اسمها سلمي، فأخذ الطلاب كلما أقبلت يقولون: جاء حبيب سلمي، جاء أبو سلمي. ومن يومها غلبت هذه الكنية على اسمه الحقيقي! وعدَّ من أبرز الشعراء العرب المعاصرين. نال جائزة اللوتس العالمية للآداب من اتحاد كتاب آسيا وإفريقيا عام

۱۳۹۸ه، كما مُنح درع الثورة الفلسطينية. توفي يوم السبت ۲ ذي الحجة، ۱۱ تشرين الأول (أكتوبر) في إحدى مستشفيات واشنطن، ونقل جثمانه إلى بيروت.

عبدالكريم الكرمي (خطه)

ومما كتب فيه وفي شعره: عبدالكريم الكرمي (أبو سلمي) تأليف غادة أحمد بيلتو.

الحب والطبيعة في شعر أبو سلمي/ محمود بركات.

أبو سلمى شاعر المقاومة الفلسطينية/ رويدة قاسم الماضي.- (جامعة بغداد، ١٤٠٤هـ، ماجستير).

الشاعر أبو سلمى أديبًا وإنسانًا/ مصطفى محمد الفار.

شعر عبدالكريم الكرمي (أبو سلمي): دراسة تحليلية.- (جامعة عين شمس، ١٤٠٤هـ، ماجستير).

وله ثلاثة دواوين شعر: المشرد، أغنيات بلادي، من فلسطين ريشتي. الديوان الآخر: أشعار لم يتضمنها ديوان الشاعر/ جمع وإعداد غادة أحمد بيلتو.

وله أيضًا: أغاني الأطفال، كفاح عرب فلسطين، الشيخ سعيد الكرمي: سيرته العلمية والسياسية، أحمد شاكر الكرمي: مختارات من آثاره الأدبية والنقدية والقصصية (جمعه وأشرف على طبعه)(۱).

عبدالكريم بن سليم المومني (١٣٤٣ - ١٤١١هـ؟ = ١٩٢٤ - ١٩٩١م) شيخ عارف فقيه.



(۱) أعلام الأدب العربي المعاصر ١٩٢/١، موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر ٤٠٢/١، معجم شعراء الطفولة ص٢٠٩، عالم الكتب مج ١ ع ٣ (محرم ١٤٠١هـ)، الفيصل ع ٤٤ (صفر ١٤٠١هـ)، موسوعة أعلام فلسطين ما س٢٠

ولد في (عبين) من قرى عجلون بالأردن، وعندما بلغ أشدَّه التحق بكتائب الجاهدين في فلسطين تحت قيادة القاوقجي، وجاهد هناك أربع سنوات، ثم جاء ليعمل في بستانه، والتقى بالشيخ محمد سعيد الكردي وأخذ عنه الطريقة الشاذلية، كما أخذ عنه الفيقة والاخلاق، ولازمه وسكن في بيته سنوات، ثم أمره بالرجوع إلى بلده وتولي الخطابة والتدريس فيها، فأقام على وتولي الخطابة وأوصى الشيخ قبل وفاته بتقديمه في زواياه، فتولى التدريس ومذاكرة المريدين بعده، وانتشرت الطريقة في عهده وعمّت أغلب مناطق الأردن، وانتشرت رواياها، وكان فقيهًا، ومريدوه كذلك، وبني مساجد. ومات في شهر أيار (٢).

عبدالكريم السوسوة (۰۰۰ - ۱٤٣٣ هـ = ۰۰۰ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالكريم شحادة (۱۳٤١ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۳م) طبيب أكاديمي متخصص.



من مواليد مدينة جسر الشغور بسورية. تخصَّص في الأمراض الجلدية بفرنسا، عاد عام ١٣٧٧ه ليكون أول من يمارس تخصُّصه في مدينته وما حولها. أستاذ في كلية الطبّ بجامعة حلب، أشرف فيها على العديد من أطروحات التخرج ورسائل الماجستير (٢) شبكة روح الرياحين (١٤٣٠ه).

عبدالكريم عبدالرحيم

(1571 - 7731 = 7381 - 11.79)

ولد في صفد بفلسطين، لحأ مع أهله إلى

دمشق عام ١٩٤٨، وحصل من جامعتها

على إجازة في اللغة العربية، ثم درَّس في

ثانوياتما، إضافة إلى عمله الصحفى محررًا في

دار البعث منذ عام ٤٠٣هـ (١٩٨٣م),

ثم كان مسؤؤلًا عن القسم الثقافي بجريدة

البعث حتى عام ١٤١٨ه. وقد كتب

الشعر في سنّ مبكرة، وكان أمين سرِّ رابطة رواد الأدب عام ١٣٧٩هـ، ومن

الأعضاء المؤسسين للاتحاد العام للكتاب

والصحفيين الفلسطينيين، ونشر الكثير

من إنتاجه في الصحف والجلات، وشارك

في مهرجانات شعرية. توفي يوم ٤ جمادي

من أعماله: بين موتين وعرس (شعر)،

آخر اعترافات الندى (شعر)، صاعدًا

إلى الطوفان (شعر)، من دفتر أبي فراس

الحمداني (شعر)، البحث عن إبداعات

أحمد خليل القباني الموسيقية، فضة الروح،

للماء أفتح صوتي، الجنازة (رواية)(؛).

الأولى، ٨ نيسان.

شاعر وكاتب صحفي.

والدكتوراه في التخصُّص، وفي تاريخ الطبّ والتراث العلمي الإسلامي. وشارك في

مختلف النشاطات الخيرية والثقافية، وأنجز بحوثًا ودراسات علمية. وأحدثت رسالته في التخرج (ابن النفيس واكتشافه الدورة الدموية) ضجة في الأوساط الأوروبية. وانتُخب رئيسًا لفرع نقابة الأطباء بحلب. من كتبه: أمراض الجلد (لعله جزءان)، أطلس ملون في أمراض الجلد/ ج.م. ليفين، س.د. كالنان (ترجمة مع مأمون الجلاد)، تاريخ الطب العربي، طب الجلد عند العرب، أعلام الطب العربي «ابن النفيس - عبداللطيف البغدادي - ابن سينا وغيرهم»، ابن النفيس في القرن السابع الهجري، وهي رسالة دكتوراه. وبعض ما ذكر مخطوط، ومنها بالفرنسية(١).

#### عبدالكريم الشيخلي (3041 - .. 312 = 0461 - . 4614) سياسي وزير.



من العراق. كان صديق صدام حسين لأكثر من عشرين عامًا، وسُجن معه، وهربا معًا، وعمل تحت قيادته بعد أن تمَّ انتخابه عام ١٣٨٦هـ (١٩٦٦م) أمينًا عامًا للقيادة القطرية لحزب البعث، فصار هو عضوًا في تلك القيادة أيضًا، وعضوًا

(١) الضاد (كانون الثاني ٢٠٠٤م) ص٣٣، أعلام وأدباء من محافظة إدلب ص ١٦٣، مئة أوائل من حلب ص١٠٨١، منتديات دلتا جروب، وإضافات. وصورته من مدونة وطن: موقع مدينة إدلب.

في مجلس قيادة الثورة عام ١٣٨٨هـ، وعيِّن وزيرًا للخارجية في العام نفسه، وأُعفى من منصبه عام ۱۳۹۱ه (۱۹۷۱م)، وعيِّن ممثلًا للعراق في الأمم المتحدة، واستُدعى إلى بغداد عام ١٣٩٨هـ (١٩٧٨م) للتشاور، فاعتُقل، وسُجن بتهمة التآمر، ثم أُفرج عنه، وقُتل برصاصة في رأسه. وكان ظالمًا مثل العصابة التي اعتقلته، طلب منه المحقق معه أن يشرب خمرًا فأبي، فقال إنك ستشرب شيئًا آخر. فأمر أربعة فبالوا في فمه! وكان هو الآخر يسهم في التحقيق مع المعتقلين في قصر النهاية<sup>(٢)</sup>.

#### عبدالكريم بن صالح آل بُنيَّان (۱۳۲۲ - ۱۶۰۳ هـ = ۱۹۰۴ - ۱۹۸۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

## عبدالكريم صبح (١٣٤٩ - ٢٢١هـ = ١٩٣٠ - ٢٠٠٥م)

أديب مهجري، محرر صحفى حزبي. ولد في حمص، درس حتى المرحلة الثانوية، مضى إلى البرازيل ليعمل في التجارة، كتب في بعض الصحف العربية هناك، وأصدر مجلة إسلامية بعنوان «الاتحاد» ورأس تحريرها، امتازت كتاباته بالأسلوب الساخر، وقد عمل مساعدًا في تحرير صحف أخرى هناك، وكان من عصبة الأدب العربي، ومن الناشطين في الحزب القومى السوري الاجتماعي بالبرازيل.

من عناوين كتبه: العواصف (شعر)، المعجزات في مكارم الأخلاق (مع نواف حردان)(۳).

عبدالكريم بن عبدالعزيز الجهيمان (١٣٣٠ - ١٩١١هـ = ١٩١١) أديب وصحافي ريادي.

<sup>(</sup>٤) دليل كتاب فلسطين ص١٣١، موسوعة أعلام فلسطين ٥/ ٢٠٢، وفيات المثقفين ص ٥٦.

<sup>(</sup>۲) موقع العشوة لدى صدام حسين ٢٠٠٩/١٢/٥م، ومصدر كتابي آخر فاتني توثيقه.

<sup>(</sup>٣) موسوعة أعلام سورية ٣/ ١١٢ مع إضافات.



من مواليد قرية غسلة التابعة لمدينة شقراء بالسعودية. درس على علماء الرياض، وحصل على شهادة التخرج من المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة، وتدرَّج في وظائف القضاء والتدريس، وعمل مديرًا لإدارة التفتيش الإداري بوزارة المعارف، تنقّل في أعمال أخرى بوزارتي المعارف والمالية،، ثم تفرَّغ لأعماله الخاصة، وكان مدير إدارة شركة الخط للطبع والنشر والترجمة بالدمام، وأسَّس صحيفة (أحبار الظهران) عام ١٣٧٤ه بمساعدة عبدالله الملحوق، ورأس تحريرها، وتوقفت في العدد (٤٤) عام ١٣٧٦هـ، ثم صدرت مرة

القصص والسلاسل للأطفال، وأسهم في تأليف الكتب المدرسية. وكرِّم. وقَّع بعض مقالاته بكنيته (أبو سهيل). وأذكر أن أعمالًا له نقدت، ربما كتابه (أساطير). ووصفه بعضهم برالليبرالي الوطني)، وربط بين نهجه وبين دعوته إلى تعليم المرأة لما كان ممنوعًا، وأنه سُجن لأجل ذلك ستة أشهر، وسُجن مرة أخرى عندما عُثر عنده على كتب للشيوعيين، لكن أطلق سراحه لما ثبت أنه ليس منهم. توفي يوم الجمعة ٧ محرم، ۲ دیسمبر.

ومماكتب في أدبه:

الأديب عبدالكريم الجهيمان عطاء لا ينضب/ محمد بن عبدالرزاق القشعمي. رحلة أبي سهيل: قراءات في حياة وأدب عبدالكريم الجهيمان/ ناصر بن محمد الحميدي (ثم صدر بعنوان: من مذكرات كاتب).

سادن الأساطير والأمثال عبدالكريم الجهيمان: من العطاء/ محمد

عبدالرزاق القشعمي. عبدالكريم الجهيمان: سيرة ذاتية موجزة/ الجمعية العربية السعودية للثقافة

والفنون بالدمام.

عبدالكريم الجهيمان: رحلة العمر والفكر/ محمد عبدالرزاق القشعمي.

تداعى الواقع في الحكايات: أساطير الجهيمان نموجًا/ عبدالله محمد العبدالحسن. ومن كتبه: آراء فرد من الشعب، أحاديث وأحداث، أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب، أين الطريق، الأمثال الشعبية في قلب الجزيرة العربية (١٠ ج)، خفقات قلب (شعر)، ديوان التميمي: شعر شعبي (شرح مع أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ومحمد المسيطير)، مذكرات وذكريات من

حياتي، رسائل لها تاريخ من شخصيات بارزة في الجحتمع. وكتب أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالكريم عبدالقادر الكسنزاني (3771 - AP71a = 01P1 - AVP13) شيخ الطريقة الكسنزانية الشهيرة في زمانه.



بالعراق، ونشأ في أسرة صوفية متصلة النسب، ابتداءً من والده إلى آخر أجداده، وهم سادة موسوية حسينية يرجعون إلى السادة البرزنجية، وينتشرون في كل مكان من شمال العراق، كان والده شيخ الطريقة والإرشاد، علَّمه قراءة الأوراد ومنافذ الاجتماع بالمريدين ومجالستهم وهو لما يزل في العاشرة من عمره، وأعجب به مريدوه وتلامذته، وكان من صفاته القيام بالهجرات من قرية إلى أخرى لنشر الطريقة وبناء التكايا والمساجد، وعندما انتقل من قريته إلى كركوك، بايعه عدد كبير، وتوسَّعت شهرته في الآفاق، وله مريدون في أفغانستان وباكستان والهند، وفي إفريقيا، ولا سيما في زامبيا، واستخدم نفوذه الروحي في إصلاح ذات البين بين العشائر والأفراد، ووظف

(١) شخصيات في ذاكرة الوطن ص٢٦٤، شخصيات في الذاكرة ٩٣/١، موسوعة الشخصيات السعودية ص١٣٨، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٣٢، دليل الكاتب السعودي ص ١٤٦، الاثنينية ١٠/١٧، معجم الصحفيين في السعودية ٢٢٢/١، العربية نت ١٤٣٣/١/١١هـ، أحوال المعرفة (الرياض) ع ٦٥ (ربيع الأول ١٤٣٣هـ) ص٢٢.

هذه الجله سه الكلم الخالرة التي أشنت أحداث اللاري عکمیا و صوایا در الاحداث السا بشد، عدد سے بات مر وسترال نیمطروف الها لا مرهد: هن سخر و العلام ۱: و زود بات یمون ها دلانج سیط الا فریب در فیر دیدی ن المحيطات الأخرى.؟! و ند سؤال هرنترك و لا جابة عليم لنري ميتوك و لتز ند ... عبدالكريم الجهيمان (خطه) أحرى عام ١٣٨١هـ، وتوقفت بعد سنتين

زمادين ٠٠٠ زمدات

ا لعدَّل أوسا سي الملك

عند صدور نظام المؤسسات الصحفية عام ١٣٨٣هـ، وشارك في تحرير صحف (اليمامة) و (القصيم)، وتولَّى رئاسة تحرير الأخيرة من العدد ١٧ (١٣٧٩هـ)، كما عمل مشرفًا ومحررًا بجريدة الجزيرة، وأصدر محلة المالية والاقتصاد عام ١٣٨١هـ، وملك (دار أشبال العرب) للنشر. وكان شاعرًا وقاصًا مميزًا وكاتبًا للأطفال وأديبًا شعبيًا، كتب في الكثير من الدوريات، وبدأ التأليف عام ١٣٥٣ه، وأصدر عشرات

منهجه في التصوُّف في تعليم مريديه القراءة والكتابة وعلوم الدين والقرآن، حلَّف عددًا كثيرًا من الخلفاء ما زالوا يوجهون التكايا، كما انتدب ولده محمد وهو على قيد الحياة بأن يكون بعده شيخًا للطريقة وراعيًا لمريديه، فكان كما طلب، وزاد على ما أوصاه بتوسيع التكايا وبناء مركز رئيسي للطريقة في بغداد(١).



عبدالكريم عبدالقادر الكسنزاني شيخ الطريقة الكسنزانية

#### عبدالكريم عبدالقادر الملاحي (١٣٢٨ – ١٤١٧هـ = ١٩١٠ – ١٩٩٦م) فقيه عالم.

ولد في زنجبار، أمضى عمره في العلم والتعليم والإرشاد، هاجر مع والده وأخيه أحمد إلى الشَّحْر (حضرموت) وتوطنوها. وكان مقصودًا بالفتوى، ومن رجال الدعوة والإرشاد(٢).

عبدالكريم بن عبدالله العرشي (١٣٥٣ - ١٤٢٧ هـ = ١٩٣٤ - ٢٠٠٦م) رجل دولة.



من مواليد صنعاء، وبها تلقى تعليمه، وبرز نجمه بعد ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م، فتقلد مختلف المناصب القيادية، أبرزها محافظ إب، ووزير المالية، ثم الإدارة المحلية، ثم مساعد الرئيس إبراهيم الحمدي، وتقلد بعد مقتل الغشمي مجلس رئاسة الجمهورية، الذي تولى قيادة البلاد حتى تعيين على عبدالله صالح رئيسًا، فعينه نائبًا له. شارك في إنحاز تقنين الشريعة الإسلامية أثناء ترؤسه مجلس الشعب التأسيسي، وعمل رئيسًا للجنة إعداد مشروع الميثاق الوطني، وشارك في تأسيس حزب (المؤتمر الشعبي العام)، وتعيّن عضوًا في لجنته الدائمة منذ تأسيسه، ورأس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لمجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات، كما ترأس اتحاد البرلمانات العربية، وانتخب عضوًا في مجلس الرئاسة، ثم كان مستشارًا للرئيس. ومات يوم الأحد ۱٤ جمادي الأولى، ١١ يونيو<sup>(٣)</sup>.

#### عبدالكريم عبدالله نيازي (١٣٥٥ - ١٤٢١ه = ١٩٣٦ - ٢٠٠٠م) كاتب.



من مكة المكرمة. تخرج في كلية الحقوق

(٣) الشرق الأوسط ع ١٠٠٥٨ (١٠٥/١٤٢٧هـ)، موسوعة الأعلام للشميري.

بجامعة القاهرة. أمين عام الندوة الإسلامية الأولى بوزارة الحج والأوقاف، سكرتير نادي مكة الثقافي. ألقى العديد من المحاضرات، واشترك في كثير من الندوات والمؤتمرات في الحارج، مع مشاركة في الحياة الثقافية والأدبية عن طريق الصحافة والإذاعة والمكتبات.

وكتب عن الحكام وتاريخهم. ووقف في مواجهة موجة الحداثيين. توفي في محان.

له كتب عديدة، مثل: شكوى العباقرة، هل يكون الغد يومًا آخر، وداعًا يا درب زبيدة، أمير الفضاء: الرحلة التاريخية لأول رائد فضاء عربي مسلم، أفكار خطرة، عبدالله الفيصل: عبقرية الشعر الخالدة، إليكم يا علماء الغرب، مسؤولية الشعوب الإسلامية ومستقبل هذه الأمة، الإسلام والإنسانية، البقاع الطاهرة: مكة المكرمة؛ المدينة المنورة؛ المشاعر المقدسة، القرآن الكريم معجزة وتشريع، معركة التحدي الحضاري، لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا، عبدالوهاب أحمد عبدالواسع، نحن وأبناء الأفاعي، صقر الروابي: رواية: لمحات من حياة الملك عبدالعزيز آل سعود، الإسلام والإنسانية. وله كتب أخرى أوردتما له في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

عبدالكريم عبدالوهاب الآلوسي (۱۳٤٤ - ۱۶۱۳ه؟ = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالكريم العجلان = عبدالكريم بن ناصر العجلان

(٤) موسوعة الأدب العربي السعودي الحديث ٩/ ٩٠، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ٢٧٧/٣، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٢١٦، معجم الشعراء السعوديين ص٢٥٤، الاثنينة ٢١/ ٢١، شعراء من المملكة العربية السعودية ص٣٤٩، موقع مكة قبلة الدنيا.

<sup>(</sup>١) موسوعة أعلام العراق ٣/ ١٥٨، موقع الطريقة الكسنزانية.

<sup>(</sup>٢) إدام القوت ص٢١٦، معجم البلدان والقبائل اليمنية ٢/ ١٦٣١.

عبدالكريم العزباوي = عبدالكريم إبراهيم العزباوي

**عبدالكريم العقدة** (١٤٠٦ - ١٤٣٣هـ = ١٩٨٦ - ٢٠١٢م) مراسل مصوّر.



من مدينة حماة. من أهم الذين رصدوا أحداث ثورة الشعب السوري ضد نظام البعث وبشار الأسد، وكان يعمل مراسلًا ومصورًا لشبكة (شام) المشهورة، وقد بلغ عدد الفيديوهات المحملة على قناته في اليوتوب أكثر من (١٢٥٠) مقطعًا من

داخل مناطق القتال بحماة. وكان فدائيًا شجاعًا، يبحث عن مكان الخطر قريبًا من القصف والاقتحامات وبحرمي الشبيحة ليصوِّر فيه وينقل ما هو واقع حقيقة. وقد قتلته قوات الحكومة بعد أن حاصرت منزله وقامت بحرقه مع ثلاثة من رفاقه(۱).

عبدالكريم علجي = جمال عبدالكريم الطاهري

عبدالكريم بن علي الأمين (١٣٢٥ - ١٤٢١ه = ١٩٠٧ - ٢٠٠٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالكريم علي خان المدني (١٣١٧ – ١٩٩١م)

من مجتهدي الشيعة الاثني عشرية.

(١) العربية نت ١١/٤ ١٣٣/١١/٤.



تتلمذ على طبقة من علماء النجف، مثل عبدالرسول الجواهري، أجيز بالإفتاء، وشهد له بالاجتهاد فقهاء شيعة مثل محسن الحكيم. رحل إلى «بعقوبة» ودرَّس في الحلقات العلمية مدة عشرين عامًا، لكنه لم ينقطع عن النجف، فكان يقضي فيها ستة أشهر من كل سنة ليحاضر في الحوزة العلمية. توفي يوم ١٨ ذي القعدة. صدر فيه كتاب: في ذكرى الإمام السيد

لسرية لرحش لرحيم

الحمدلات ب العالمين سائل يوم لدس وصلى إلم على سيد الحلق المحديد العرا لمساسين الجليم طلوا المساسين وعلمي آليد العرا لمساسين الجليم طلوا المساسين أدويت عهم الرحد، وحموا تصميراً وبعد خات جناب الدائما المساسية المعرا لمساسية على الفؤل المستح العالم المعدم ليستح الحداث المستح الحداث المستح الحداث المستح المعراق المستح المعرفة المعدن فعل العداد المعرب المائمة المستح المعرفة المعدن فعل العداد المعرب على المعرفة عند عدالته المعرفة عند عدادة المعرفة المعرفة عند عدادة المعرفة المعرفة والمعرفة المعرفة والمعرفة المعرفة والمعرفة والمعرفة المعرفة والمعرفة المعرفة والمعرفة المعرفة المعرفة والمعرفة المعرفة المعلمة المعرفة والمرامة المعلمة المعلمة المعلمة المعرفة والمرامة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة والمرامة المعلمة المعلمة والمرامة المعلمة المعلمة والمرامة المعلمة المعلمة المعلمة والمرامة المعلمة المعلمة المعلمة والمرامة المعلمة المعلمة المعلمة والمرامة المعلمة والمرامة المعلمة المعرفة والمرامة المعلمة المعرفة والمعلمة المعلمة المعرفة والمعرفة والمعلمة المعلمة والمعلمة المعلمة والمعرفة المعلمة المعرفة والمعرفة والمعرفة المعرفة والمعرفة والمعرف

DW1 1/26 61

عبسالكريم آلالسسييطيطن

عبدالكريم علي خان (خطه)

عبدالكريم آل السيد علي خان المدين.../ سعدي عبدالرزاق القيسي.

له كتب مطبوعة وأخرى مخطوطة تربو على عشرين كتابًا، منها: رسالة في الروح (خ)، مقتل الحسين وأخيه العباس، عبقات الحق في فضائل أمير المؤمنين، فرائد الأصول (تحقيق)، كشف الحجاب للمسائل الواردة لطلب الحواب (خ)، شرح فرائد الأصول

للأنصاري (خ)، فيوض الرحمن في محاضرات شهر رمضان، واقع أبي طالب المؤمن (خ)، الكشكول في بديع المنقول والمعقول (خ)، صولة الحق على جولة الباطل (خ)، معالم الوصول إلى كفاية الأصول، كتاب في مسألة خلق القرآن، عبقات الإيمان (خ). وله غيرها ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

عبدالكريم على الخطيب (١٣٢٥ - ١٤٠٢هـ = ١٩٠٧ - ١٩٨٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالكريم بن علي كُدَيْش (۱۰۰۰ - ۱۹۲۷ه؟ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالكريم الفتيح = عبدالكريم بن محمد نوري الفتيح

عبدالكريم الفلوس العلمي (۱۹۰۰ - ۱۹۸۰هـ = ۲۰۰۰ - ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالكريم الفيلالي (١٣٤٥ - ١٤٣٤هـ = ١٩٢٧ - ٢٠١٣م) نائب مؤرِّخ.



من إقليم الرشيدية (منطقة تافيلالت)

(٢) موسوعة أعلام العراق ٢/ ١٤٩، المنتخب من أعلام الفكر والأدب ص٢٦٦، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/١٢٨، معجم رجال الفكر والأدب في النجف ٢/ ٩٠٣ (وفيه وفاته: ١٤١٠هـ).

بالمغرب. ناضل مع الملك محمد الخامس فكان إلى جانبه في معركة التحرير، وكلَّفه عهمة التنسيق بينه وبين الحركة الوطنية في مصر، وبعد الاستقلال كلَّفه عهمة التوثيق بالقصر الملكي، كما عيَّنه الملك الحسن الثاني مستشارًا له، واعتبر أول نائب برلماني مستقل، وأول من طالب بإقرار القانون الذي عُرف بدرمن أين لك هذا»? وانعزل في أواخر حياته عن السياسة، غير راض عن المشهد السياسي بالبلاد، وتغرَّغ لتأريخ البلاد، ولأعماله الخاصة. توفي بالرباط يوم له كتب، مثل: التاريخ السياسي للمغرب الكبير (١٦ح)، تاريخ المغرب المفترى عليه (١٠).

**عبدالكريم القوقا** (۱۳۸۲ – ۱۶۲۷ هـ = ۱۹۹۲ – ۲۰۰۱م) قائد شهيد.

عُرف بـ«أبو يوسف القوقا».



ولد لأسرة لاجئة من بلدة حمامة داخل فلسطين المحتلة، ناضل في صفوف حركة فتح والثورة الفلسطينية. وتنقل مع المطاردين في عدة دول عربية، آخرها ليبيا. وعاد إلى قطاع غزة مع عودة السلطة الفلسطينية عام بالسلطة، لكن علاقته مع الجهاز لم تطب، فقد رفض سياسته في حملة الاعتقالات التي استهدفت الفصائل الإسلامية وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي عام حركتي حماس والجهاد الإسلامي عام (١) مصر اليوم ١/١٣/١٠/١، الموسوعة الحرة ربي ١٠٠١٣/١٠/١،

١٤١٧هـ، مما عرَّضه للاعتقال. شكل مع بداية الانتفاضة مع عدد من القيادات العسكرية تشكيلًا عسكريًا حمل اسم لجان المقاومة الشعبية، معظمها من فتح، ثم كوَّنت جناحًا عسكريًا أطلقت عليه "ألوية صلاح الدين" من فصائل مختلفة، هدفها المقاومة حلًا للقضية بعيدًا عن الحلول السياسية، وصار هو القائد لهذه الألوية. وقاد عددًا من العمليات الناجحة ضد العدو. وتطور عمل اللجان إلى عمل صواريخ «الناصر»، التي كانت تطلق على البلدات والمستوطنات اليهودية، وكان أقرب شخص إليه هو عدنان الغول أحد أبرز مهندسي كتائب القسام. وتعرَّض لثلاث محاولات اغتيال، ولقى مصرعه بعد أن قامت قوات اليهود بتفجير سيارة مفخخة وسط غزَّة، عندما كان في طريقه إلى المسجد ليؤدي صلاة الجمعة، ٢ ربيع الأول، ١ نيسان (أبريل)(٢).

عبدالكريم الكرمي = عبدالكريم سعيد الكرمي

عبدالكريم أبو لافي السويركي (١٣٤٨ – ١٤١٩هـ = ١٩٢٩ – ١٩٩٨م)

مجاهد فدائي بطل. من مواليد منطقة الجورة شمال سيناء،

من مواليد منطقة الجورة شمال سيناء، انتقل إلى القنطرة غرب الإسماعيلية. كان محبًا للجهاد، فاشترك مع الفدائيين ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد «النكسة» هاجر مع أسرته إلى جزيرة سعود بالشرقية، وانتمى إلى منظمة سيناء الفدائية، وضرب أروع الأمثلة في الجهاد. وقام به (١٠٣) عملية بطولية خلف خطوط العدو، وتم له تأمين ٢٤ صاروخًا فقام برفقة رفيقه مبارك أبو صلاح بدك مستعمرة «نحال سيناي»، ومخزن أبو صلاح بدك مستعمرة «نحال سيناي»،

(٢) ملتقى صوت الحق (استفيد منه في عام ١٤٣١هـ).

للذخيرة، ومقتل (٢١) عسكريًا إسرائيليًا، وعدد كبير من الجرحى. وبعد مطاردة مثيرة له تم أسره عام ١٣٩٠هـ، وحكم عليه العدو بالسجن (١٤٠) عامًا! ومورست ضده أنواع التعذيب، فكانوا يطفؤون السجائر في جسده، ويضعونه في ماء شديد شديدة الحرارة، ثم يضعونه في ماء شديد البرودة، ويضعون علبة صفيح على رأسه السلطات اليمنية ضابط موساد عند مضيق باب المندب، سلمته إلى المخابرات المصرية، وتمت مبادلته بعد حرب رمضان بأسرى في سجون اليهود، وكان من بينهم المترجم له.

#### عبدالكريم مأمون بن محمد زكي الكناني (۱۳۳۱ - ۱۶۰۹ه = ۱۹۱۳ – ۱۹۸۹م)



عبدالكريم مأمون الكناني (خطه وتوقيعه)

من دمشق. حصل على إجازة في العلوم الفيزيائية من جامعة السوربون بباريس، وأخرى في فلسفة العلوم، ثم نال الدكتواره في الفيزياء من الجامعة نفسها، وأثناء إقامته هناك عين قائمًا بالشؤون الثقافية والحاسبة في المفوضية السورية. عاد ليتولى تدريس الفيزياء في كلية العلوم بالجامعة السورية. وكان مغرمًا بالكتب، أقام في منزله مكتبة ضخمة غنية بالموسوعات العلمية وأهم المراجع الفيزيائية باللغات الأجنبية، ومات عزبًا.

(٣) موقع مدينة الإسماعيلية (٣١ هـ).

صنَّف عددًا من الكتب منها: الفيتامينات، الكهرباء الراكدة، مخاطر الموادِّ المشعَّة. وشارك في وضع «معجم مصطلحات الكهرباء والإلكترونيات» في محلَّدين لوزارة الدفاع.

وترجم عن الفرنسية: دروس في الفيزياء العامّة المغناطيسية، موسوعة (بروها) في الفيزياء كاملة، وكان معجبًا جدًّا بها، نشر منها جزأين أو ثلاثة، وأبي إخراج سائر الأجزاء حين رأى ما طبعه قد سُرق مصوّرًا(١).

عبدالكريم محفوض (۱۳۵٤ – ۱۶۲۸هـ = ۱۹۳۵ – ۲۰۰۷م) تربوي، مترجم، حزبي.



من السلمية بسورية. حصل على إجازة في الأدب الإنجليزي، ودبلوم تربية من جامعة دمشق. درَّس اللغة الإنجليزية، وعمل نقيبًا للمعلمين، ومديرًا للتربية بعدة محافظات، وسفيرًا وملحقًا ثقافيًا بموسكو وربما غيرها. وكان بعثيًا بارزًا. مات في يوم الأربعاء ٢٠ محرم، ٧ شباط.

له ترجمات لكتب كثيرة، منها: أربع مقالات في الحرية/ أشعيا برلين، الإنسان والحضارة والمحتمع، انكسارات: مقالات في الأدب المقارن/ هاري ليغن، التخلف واقتصاده

السياسي/ أمية كومار باغشي، التصدع العالمي: العالم الثالث يشب عن الطوق/ل. س. ستافريانوس (ترجمة مع موسى الزعبي)، حبة قمح/ جيمس أنغوجي، العالم والنص والنقد/ إدوارد سعيد، العنف السياسي (ترجمة مع عيسى طنوس)، الحرب الخفية على الشرق الأوسط: الصراع السري على سورية ١٩٤٩ – ١٩٦١/ أندرو راثميل، عبقرية الحضارة العربية/ عدة مؤلفين، التاريخ اليهودي والسر المكشوف والمستور، نشوء الرواية. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

#### عبدالكريم محمد (۱۳۹۶ - ۱۲۲۰ه = ۱۹۶۶ - ۲۰۰۶م) عالم سلفي وقائد شهيد.

من مدينة الفلوجة بالعراق وأحد علمائها، كان سلفيًا، ويلقب بابن تيمية الصغير، قائد قوات «محمد رسول الله». قتله

الأمريكان عند احتلالهم العراق، وكان يقول: إن الجنة قد عرضت نفسها عليكم وتزينت فمن يشتريها؟

له من الكتب: الطريق إلى الله، الجنة تحت ظلال السيوف.

عبدالكريم بن محمد أمين البنجري ( ١٣٤٢ – ٢٠٠٢م) عالم جليل.



ولادته في كنداغان التابعة لإمارة بنجرماسين

(۲) تشرین ۲۰۰۷/۲/۲۲م، تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص۱۰۵۹.

في إندونيسيا، التحق بحلقات المشايخ في المده، وسافر إلى مكة المكرمة وهو في الخامسة عشرة من عمره، وغل من علوم علماء البلد الحرام حتى برز، ومن شيوحه: عمر بن حمدان المحرسي، علوي بن عباس المالكي، وحسن بن سعيد اليماني. ثم شارك العلماء في التدريس بالمسجد الحرام على مدى (٥٣) عامًا بدون انقطاع، وبمنزله أيضًا، بالعربية وبالملايو. وكان عالما المنقول والمعقول، حريصًا على تعليم الناس، آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر، متكسبًا من عمل يديه. وتخرج عليه طلاب كثر، وخاصة من جنوب شرق آسيا. توفاه كثر، وخاصة من جنوب شرق آسيا. توفاه



عبدالكريم بنجري درَّس في المسجد الحرام (٥٣) عامًا متواصلة

وترك مكتبة قيمة، وفوائد ونصائح لم تطبع، وتقريرات وتحقيقات على بعض الكتب<sup>(٣)</sup>.

#### عبدالكريم محمد جامع (۱۳٤٨ - ١٠٠٦ه = ١٩٢٩ - ١٩٨٥م) تربوي مفسيّر.

ورد اسمه: عبدالكريم حاج محمد حاج جامع الجكجكاوي.

ولد في مدينة جكجكا بالصومال، تلقى أنواع العلوم وتمرَّس فيها، انضمَّ إلى حزب وحدة الشباب الصومالي عام ١٣٦٧هـ، وتولى فيه مسؤوليات عديدة، وكان ضمن الوفد الذي فاوض اللجنة الدولية التي زارت مقديشو عام ١٣٦٩هـ لتقرير مصير الصومال، وأشرف على مكاتب الحزب

(٣) موقع قبلة الدنيا مكة المكرمة (رمضان ١٤٣٢هـ).

في الصومال الغربي وجيبوتي وهرجيسا. اعتقلته السلطات الإثيوبية وحكمت عليه بالإعدام، وقد هرب من السجن قبيل أن يدخل الحكم حيز التنفيذ. وكانت الوصاية الإيطالية تمنع إضافة اللغة العربية إلى مناهج التدريس، فبدأ المترجم له بثورة عارض فيها القرار، وفتح بنفسه مدارس عربية في معظم المدن الجنوبية، وحثَّ الشعب على المعارضة، حتى تراجعت السلطات الإيطالية عن القرار. وكان مديرًا ومدرسًا بمعهد الدراسات الإسلامية في مقديشو، الذي تخرَّج منه أغلبية رجال الدولة وضباط الجيش بعد الاستقلال، وتتلمذ عليه أشهر المسؤولين والمثقفين الذين تولوا الحقائب الوزارية والدبلوماسية، ولم يشارك في أطماع سياسية بدافع عصبي مثلما اتسم به رفقاء له. ثم واجه الحكومة العسكرية رافضًا مبادئ الثورة الاشتراكية، فاعتُقل، وبقي في السجن ست سنوات بدون محاكمة، وانتهز فرصة السجن ليعلم السجناء دينهم. اعتبر من رواد التعليم النظامي بالصومال. وكان كثير المطالعة في كتب التاريخ. توفي في شهر نوفمبر بجيبوتي.

ترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصومالية (الأول مرة)، وطبع منه جزءا عمَّ وتبارك(١).

#### عبدالكريم بن محمد حسين آل حمود (۱۳۲٤ - ۱۳۴۱هـ = ۱۹۲۰ - ۲۰۱۰م)

(۱۳۶۶ - ۱۳۶۱ه = ۱۹۳۰ - ۲۰۱۰م خطیب وشاعر شیعي.

 (۱) مما كتبه عبدالرحمن شيخ محمود الزيلعي، مستفيدًا معلوماته من ابن المترجم له نجيب، الصومال اليوم ٥ يونيو
 ۲۰۱۰م.



ولد في مدينة سيهات التابعة لمحافظة القطيف بالسعودية. تتلمذ على علماء شيعة في البحرين ولبنان والسعودية، عُرف خطيبًا شاعرًا سياسيًا، قاد مظاهرة للعمال بأرامكو، فلوحق، ففر إلى الخارج وأقام في لبنان، وأسهم في الصحافة هناك ونشط، ثم طلب العفو فعاد، ومدح الحكام من آل سعود في شعره كثيرًا وكوفئ عليه، ولقبه الملك فهد بشاعر الخليج! توفي بالبحرين يوم الاثنين ٢٢ ربيع الآخر، ٧ أبريل. وله كتب، من مثل: الحق واحد لا يتعدد، الغدير. وذكر أن هذا الأخير هو أهم مؤلفاته.

ودواوينه: دمعة حزين، مدائح ومراثي وغزل، أريج الرياض، متفرقات. وذكر أن كتبه مخطوطة وستطبع، بينها كتابه في الردِّ على الدروز (٢).

#### عبدالكريم بن محمد الداودي (١٣٣٤ – ١٤١٥ هـ = ١٩١٦ – ١٩٩٥م)

عالم تربوي.

من فاس. تعلم في جامعة القرويين. دعا إلى إدماج المرأة في المجتمع، وإلى وجوب تعليمها وتوعيتها، وكان يحضر مجلسه النساء، وتخرَّج على يديه الفوج الأول من العالمات بجامعة القرويين، حيث كان أستاذًا فيها، ويخطب الجمعة ويجيب على أسئلة الناس وقضاياهم التلفزيون، وكان أحد أعضاء المجلس العلمي، وألقى الدروس الحسنية الرمضانية. أمضى حياته في التعليم، ومات في يوم

 (۲) مجلة الوسط ع ۲۷۷٦ (۱۳۱/٤/۲۸) (۱۹۵۳ هـ)، موقع واحة القطيف ۲۰۰۹/۲/۱ (من لقاء معه).

الجمعة ٢٠ ذي القعدة، ٢١ أبريل.

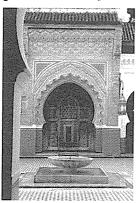

عبدالكريم الداودي تخرج على يديه الفوج الأول من العالمات بجامعة القرويين

ترك كناشة علمية، وشرحًا على لامية الأفعال لابن مالك، وتعليقات على مفتاح السنة لمحمد بن عبدالعزيز الخولي في الحديث، وعلى كتاب اللباب في الفقه، وتلخيصات في تاريخ المغرب(٣).

#### عبدالكريم بن محمد الشيحة (١٣٥٥ - ١٤١٣ه = ١٩٣٦ - ١٩٩٢م؟)

قاض عالم.

ولد في بلدة غسلة بالقرائن في السعودية. درس على علماء الرياض وتخرَّج في كلية الشريعة، عمل قاضيًا في محاكم شرعية، وانتدب للعمل في الإمارات فكان رئيسًا لمحكمة الفجيرة الشرعية، وعمل هناك في محال الدعوة وأعمال الخير. مات في أمريكا وهو يعالج، ودُفن ببلدته (أ).

#### عبدالكريم بن محمد الطالب الزمراني (۱۳۳۱ – ۱۳۹۷ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۷۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالكريم محمد عطا (۲۰۰۰ - ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ م) (تكملة معجم المؤلفين)

<sup>(</sup>٣) معلمة المغرب ٢١/ ٠٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) القرائن بالوشم/ إبراهيم السدحان ١١٦/١.

عبدالكريم محمد علي (١٣٣٨ - ١٤٣٣ه = ١٩١٩ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالكريم بن محمد كمال الدين (١٣٣٧ - ١٤١٢ه = ١٩١٨ - ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالكريم بن محمد المدرِّس (۱۳۲۳ – ۱۶۲۱ه = ۱۹۰۰ – ۲۰۰۰م)

مفتي العراق، ورئيس رابطة العلماء فيها. اسمه الكامل عبدالكريم بن محمد بن فتاح الكردي الشهرزوري. وعُرف بد عبدالكريم بياره».



ولد في قرية «تكية» القريبة من مركز ناحية خورمال، من عشيرة «هوز قاضي» بكردستان العراق. أخذ العلم عن العلماء في السليمانية وقراها، منها قرية «تركسه جار» قرب حلبجة، وأفاد هناك كذلك، كما درَّس في بيارة، والسليمانية. وفي سنة ١٣٧٤هـ انتقل إلى كركوك، وبقي في تكية الحاج جميل الطالباني، إلى أن شغرت مدرسة الشيخ عبدالقادر الجيلاني في بغداد بوفاة الشيخ محمد القزلجي، فذهب إلى بغداد، وتعين إمامًا في جامع الأحمدي، ومدرسًا في جامع الشيخ على. واجتمع لديه عدد كثير من الطلاب، من جاوه وتركيا والمغرب والجزائر والعراق. وأحيل إلى التقاعد سنة ١٣٩٣هـ لكنه بقى في محله لإفتاء المسلمين في الأحكام الشرعية، والقيام بالإمامة في صلاتي الظهر والعصر، وعين مفتيًا للعراق،

كما انتخب رئيسًا لرابطة علماء العراق، واختير عضوًا عاملًا في المجمع العلمي العراقي عام ١٣٩٩ه، وعضوًا مراسلًا في مجمع اللغة العربية بدمشق، ومؤازرًا في مجمع اللغة العربية الأردني عام ١٤٠٠ه. وشارك في الكثير من المؤتمرات الدينية، وله بحوث. توفي يوم الثلاثاء ٢٥ رجب، ٣٠ آب رأغسطس).

قدِّمت في علمه رسالة ماجستير بعنوان: الشيخ عبدالكريم المدرِّس وجهوده في علم الكلام/ عبدالله حسين، ٢٦ ه.

وأخرى عنوانها: شعر الشيخ عبدالكريم المدرّس: جمع ودراسة/ ... أحمد عبدالله (رسالة ماجستير - الجامعة العراقية، ٢٨ اهـ).

ألف كتبًا كثيرة بلغت (٦٥) كتابًا بالعربية والفارسية والكردية، منها تفسيره «مواهب الرحمن في تفسير القرآن الكريم» في ٧ محلدات بالكردية، وهذه بعض عناوبن كتبه التي غلب على ظني أنها بالعربية:

الصرف الواضح للمبتدئين، مفتاح الآداب في النحو للمبتدئين أيضًا، خلاصة البيان في الوضع والبيان، المفتاح، الورقات، العزيزة، الوجيهة، المقالات في المقولات العشرة، حواهر الفتاوى، وهي مجلدات ثلاث تحتوي على فتاوى علماء، الوسيلة في شرح الفضيلة (وهو شرح لمنظومة الفضيلة، التي نظمها عبدالرحيم الملقب بالمولوى، وهي في أصول الدين، وعدد أبياتما ٢٠٨١ بيتًا)، المواهب الحميدة في حل الفريدة (حلَّل به نظم الفريدة لجلال الدين السيوطي)، الإسلام، علماؤنا في خدمة العلم والدين (يعني الأكراد).. وهذه الكتب كلها مطبوعة. وله مؤلفات بغير العربية ذكرت مطبوعة. وله مؤلفات بغير العربية ذكرت

(١) وقد ترجم لنفسه في الكتاب الأخير ص٣٢٥، وما أثبت مقتطفات منه. تاريخ علماء بغداد ص٤٤٢، معجم

عبدالكريم بن محمد نوري الفتيِّح (١٣٥١ - ١٩٩٢هـ - ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالكريم بن محمد وجيه المحمودي (۰۰۰ – ۱٤۲۹هـ = ۰۰۰ – ۲۰۰۸م)

فقيه حنفي.

من مدينة اللاذقية، من الأشراف. شغل إمامة وخطابة جامع العوينة في مدينته والتدريس فيه قرابة الخمسين عامًا، وقد ورث هذه الوظيفة عن آبائه وأجداده... ومات قبيل صلاة الجمعة ١٧ محرم، ٢٤ كانون الثاني (٢).

عبدالكريم محمود الخطيب (۱۳۲۸ - ۱۶۰۱ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۸۰م) مفكر إسلامي، باحث مفسّر.

اسمه الكامل: عبدالكريم محمود يونس أحمد حسن الخطيب.



ولد في قرية «الصوامعة غرب» التابعة لمركز طهطا بصعيد مصر. تعلَّم في كتَّاب القرية، فحصظ القرآن الكريم، وتخرَّج في مدرسة المعلمين، وفي دار العلوم، واشتغل مدرسًا للغة العربية بمدرسة «الصنائع» بسوهاج، وغيرها. وفي سنة ١٣٦٦هـ اختاره على عبدالرازق وزير الأوقاف ليكون سكرتيرًا

المؤلفين العراقيين ٢/٤/٣، أعلام المجمع العلمي العراقي ص١٤٦، المجمعيون في العراق ص١٣٤، التربية الإسلامية (جمادي الآخرة ١٤٢٧هـ) ص٧١٥.

(٢) شبكة روض الرياحين ٢٩٠٠٨/١/٢٩م.

برلمانيًا له، وظلَّ في وزارة الأوقاف مديرًا لمكتب الوزير للشؤون العامة حتى أحيل على المعاش، واعتُقل بالسجن الحربي أقلَّ من عام. وقال بأنه قُبض عليه ظلمًا هو ومجموعة من كبار موظفي الوزارة، وأودعوا في السجن الحربي وساوموهم على أن يُدلوا بشهادة باطلة ضد وزير الأوقاف أحمد حسن الباقوري فأبي هو ورفاقه، فلم يجد المسؤولون بدًا من إطلاق سراحهم وفصلهم من وظائفهم. وقد أتاحت له فرصة الفصل من الأعمال الحكومية الاتصال الدائم بالكتاب، ومراجعة كثير من الموضوعات التي كان يعالجها ثم يدعها قبل أن تكتمل، وكان من هذا أن أخرج مجموعة من المؤلفات الدينية والأدبية، إلى جانب المئات من المقالات في الصحف المصرية والعربية، والمئات من الأحاديث الدينية في الإذاعات المسموعة والمرئية في بلده، وفي السعودية، حيث أتيح له أن يعمل بكلية الشريعة في الرياض عام ١٣٩٤هـ والذي بعده. وكان عذب الحديث، متواضعًا، عازفًا عن الشهرة، وقد تخرَّج عليه كثيرون.

قلت: وقد وقفت له على كلام منكر خالف به إجماع المسلمين في الإيمان بالمهدي والدجال... قال بعد كلام عنهما في ص ١٣ من كتابه «المهدي المنتظر ومن ينتظرونه»: «... وكل هذه المقولات من مستولدات عقول مريضة، ومعتقدات فاسدة، فلا المهدي، ولا المسيح الدجال، ولا المسيح، يكون لهم مكان في هذه الدنيا، بعد أن جاء محمد صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة الخاتمة، وكان صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين»! ثم بلغتني عنه خالفات أخرى أدرجها في تفسيره للقرآن الكريم.. خالف فيها صريح القرآن الكريم.. توفي في منها إنكاره الجن.. والله أعلم. توفي في شهر صفر.

وكتب في علمه:

عبدالكريم الخطيب وجهوده في الدفاع عن الإسلام/ إسماعيل عبدالعليم علي (رسالة ماجستير – جامعة الأزهر، ١٤١٤هـ). عبدالكريم الخطيب ومنهجه في التفسير/ وا وان ستياوان بن الحاج زركشي (رسالة ماجستير – جامعة الأزهر، ١٤١٥هـ). كما ألف في سيرته كتابًا السيد أبو ضيف المدد.

وقدم العديد من الدراسات والبحوث في مختلف المجالات الدينية، تدور حول إعجاز القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، ومفهوم الألوهية والوحدانية، مما جعله يعدُّ من أشهر الكتَّاب. وترك ما يربو على الخمسين كتابًا، منها:

التفسير القرآني للقرآن، ٦ مج (حوالي التفسير القرآني للقرآن، ٦ مج (حوالي ترتب عليه، التعريف بالإسلام في مواجهة العصر الحديث وتحدياته، الحدود في الإسلام، أيام الله، المهدي المنتظر ومن ينتظرونه، الدعوة الوهابية، قضية الألوهية بين الفلسفة والدين، القضاء والقدر بين الفلسفة والدين، إعجاز القرآن، عمر بن الخطاب الوثيقة الخالدة للدين الخالد، علي بن أبي طالب بقية النبوة وخاتم الخلافة، بن أبي طالب بقية النبوة وخاتم الخلافة، الإسلام في مواجهة الماديين الملحدين، التصوف والمتصوفة. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### عبدالكريم مراد الأثري (۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۷م) محدِّث عالم.

من المدينة المنورة، من كبار علماء أهل الحديث، مدرّس قديم بالجامعة الإسلامية،

(۱) العالم الإسلامي ع ۱۳۰۸ (۱۰/۲۷ – ۱/۱۱/ ۱۹۶۱هـ) بقلم السيد أبو ضيف المدني، رحال وراء جهاد الرابطة ص٤١، الأخبار ع ١٠٤٥١، الشرق الأوسط ٦/ ۱۱/ ١٩٨٥. وهو غير «عبدالكريم محمود الخطيب» أديب من مدينة ينبع بالسعودية.

أشرف فيها على رسائل كثيرة. مات ليلة الخميس ٢ ربيع الأول.

من تصانيفه: تسهيل المنطق، شرح قصب السكر (في الحديث)، القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة البراهوئية (أصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف)، من أطيب المنح في علم المصطلح (مع عبدالمحسن عبّاد)، سحُّ المطر على قصب السكر في اصطلاح أهل الأثر(٢).

#### عبدالکریم مُرَید (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالكريم الملاحي = عبدالكريم عبدالقادر الملاحي

#### عبدالكريم بن ناصر العجلان (١٣٨٦ - ١٤٢٤هـ = ١٩٦٦ - ٢٠٠٣م)

محرر صحفی ریاضی.

من مواليد تعز باليمن. درس الثانوية، والتحق بعدة دورات تدريبية في مجال العمل الصحفي، عمل في وزارة الشباب والرياضة، وبدأ عمله الصحفي بتغطيات صحفية رياضية في صحيفة (الجمهورية)، ثم تعامل مع عدد من الوسائل الإعلامية. أسس صحيفة (الهدّاف) رياضية شهرية، وانتخب أمينًا عامًا مساعدًا لاتحاد الإعلام الرياضي بأمانة صنعاء. وفي عام ١٤٢١هـ الرياضي بأمانة صنعاء. وفي عام ١٤٢١هـ الحقيقة) أسبوعية سياسية مستقلة. ومارس الكاراتيه، وأصبح أمينًا عامًا لاتحاد اللعبة في تعين رئيسًا لاتحاد الرياضة للجميع، ومات يوم الثلاثاء ٧ جمادى الآخرة، ٥ ومات يوم الثلاثاء ٧ جمادى الآخرة، ٥ آب (أغسطس) (۱۳).

<sup>(</sup>٢) ملتقى أهل الحديث (ربيع الأول ١٤٢٩هـ).

<sup>(</sup>٣) موسوعة الألقاب اليمنية ٢٢٨/٤. وورد اسم صحيفته مرة «الهدف».

#### عبدالكريم هاشم المرتضى (١٣٦٥ - ١٤٣٤ه = ١٩٤٥ - ٢٠١٣م) أديب إعلامي.



ولد في ناحية ذي سفال بمحافظة إب، تعلم في المدرسة الأحمدية، وحضر دورات تعلم في المدريسة في بيروت ومصر وألمانيا، ثم عمل في التدريس، والصحافة، ومذيعًا في إذاعة صنعاء، ومديرًا لبرامج الإذاعة، ونائبًا لمدير إذاعة تعز، ورئيسًا لتحرير صحيفة تعز، وكاتبًا لمقال يومي، وهو من أوائل من كتب القصة والرواية والمسرحية ونشرها في صحف محلية أو أذاعها، وله قصائد شعر. توفي يوم الثلاثاء ٢٤ شعبان، ٢ تموز (يوليه).

عبدالكويم المرتضى رأس تحرير جريدة (الجمهورية) طُبعت له مجموعة قصص قصيرة بعنوان: الغريب(۱).

عبدالكريم اليافي = عبدالكريم توفيق اليافي

عبداللطيف إبراهيم الشرقاوي (۰۰۰ - ۱٤۳٤ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) الجمهورية (اليمن) ٢٠١٣/٧/٢، معجم البابطين

للشعراء العرب ٢٩٠/٣.

(۲) تاریخ داریا الکبری لمحمد حسام الدین الخطیب۲۰۰۲، تاریخ علماء دمشق ۲۰۰۲،

#### عبداللطيف بن إبراهيم آل عبداللطيف (١٣٢٤ - ١٤١٦ه = ١٩٠٦ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبداللطيف بن إبراهيم عبداللطيف (١٣٢١ - ١٤١٦ه = ١٩٠٣ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبداللطيف بن أحمد الأحمر (١٣٠٣ – ١٤٠٤ه = ١٨٨٥ – ١٩٨٣م) فقيه مفت.

ولد في داريًّا قرب دمشق، تلقى علومه على والده، وعلى المشايخ عبدالقادر الخطيب، وعطا الكسم، وآخرين. وبعد وفاة والده تسلَّم مهام التدريس والإمامة في جامع داريا الكبير، وبقي فيه حتى وفاته، وكان مفتيًّا لداريا، يفتي على المذاهب الأربعة، وقد تفرَّغ آخر حياته للمطالعة والإفتاء وتحفيظ القرآن الكريم. وكان زاهدًا متواضعًا، يأكل من كسب يده، كريمًا، يساعد على فعل الخير، ويشارك الناس أفراحهم وأتراحهم (1).

عبداللطيف أحمد خالص (۱۳۵٤ - ۱۳۶۱ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبداللطيف أحمد الدليشي (۱۳۲۸ – ۱۶۱۰ه؟ = ۱۹۱۰ – ۱۹۹۰م) أديب، مؤرِّخ، إداري.

قرة حران التارمة المرة

ولد في قرية حمدان التابعة للبصرة، تخرج في معهد المعلمين ببغداد، وفي دار العلوم، عين في وظائف، منها: مدير أوقاف البصرة، ومدير عام تفتيش وتدقيق في ديوان الأوقاف، وحاضر في العربية والتاريخ على طلاب المدارس الإعدادية بالبصرة، وكان عضو اتحاد المؤرخين العرب، وأسهم في ندوات المجمع العلمي العراقي والمجالس الأدبية في بغداد.



عبداللطيف الدليشي (خطه وتوقيعه)

من مؤلفاته: استقلال الجزائر: تمثيلية، الألعاب الشعبية في البصرة، الأمثال الشعبية في البصرة: جمع وشرح، جدا، جزيرة الذهب أول من اكتشفها العرب/ مدام مابيل كوك كول (ترجمة)، غرام الريف، من أعلام الفكر الإسلامي في البصرة: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ١٢٩٣ – ١٣٥١هـ. وله أعمال مخطوطة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).

(٣) موسوعة أعلام العراق ١٥٨/٣، معجم المؤلفين العراقيين

عبداللطيف البرغوني = عبداللطيف محمود البرغوثي

عبداللطيف البغدادي = عبداللطيف عبدالحسين البغدادي

عبداللطيف البغدادي = عبداللطيف محمود البغدادي

عبداللطيف بلطية = عبداللطيف مليجي بلطية

عبداللطيف بندر أوغلو = عبداللطيف عمران

عبداللطيف جاسم الحشَّاش (۱۳۲۸ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۴۸ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبداللطيف بن حسين آل فرج (۲۰۰۰ – ۱٤۲۹ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۸م) تربوي.



من السعودية. عميد كلية التربية بأبها، رئيس قسم المناهج وطرق التدريس، وقد رشّح لمنصب رئيس مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة. وكانت له خبرة في مجال التربية والدعوة. مات بمكة المكرمة. له العديد من الكتب العلمية والتربوية،

٣١٨/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٣٤/٥، معجم (١) الس البابطين لشعراء العربية.

مثل: الإعاقة العقلية والذهنية، تحفيز التعلم، تربية الشباب للبعد عن التطرف والإرهاب، التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة العربية السعودية، التغيير المنهجي للقرن الواحد والعشرين/ هارولد شين (ترجمة)، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية كيف ولماذا تعمل/ مجموعة من الكتاب (ترجمة)، الطفل بين التربية الأسرية والمدرسة، العلاقة الذكية داخل الأسرة، علم النفس العسكري (مع عز الدين عطية)، كيف نجعل من ابننا عبقريًا موهوبًا متفوقًا؟، لماذا يعتدي طفلك على الأطفال الآخرين وكيفية علاج هذا السلوك، النمو اللغوي لأطفال مرحلة الرضاعة... وكتب أخرى له ذكرتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبداللطيف بن خالد آل موسى (۱۳۷۹ - ۲۰۰۹ هـ ۱۹۰۹ - ۲۰۰۹م) سلفي حركي مقاتل. عرف برابو النور المقدسي».

قائد جماعة سلفية أطلقت على نفسها «جند أنصار الله».



من مواليد قطاع غزة، تخرَّج في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، وحصل على دبلوم التخصص في طب العائلة. وكان عضوًا في جمعية دار الكتاب والسنة. درَّس في معهد أهل الحديث خمس سنوات، وخطب في مسجد أهل السنة بخان يونس (١٥) عامًا،

(١) السيرة دون المؤلفات من: منتدى السادة الأشراف (جمادى الآخرة ١٤٢٩هـ).

ثم في مسجد النور على الحدود المصرية، ثم في مسجد ابن تيمية، وكان المدير الطبي لمركز شهداء رفح الصحي، وأعلن من مسجد ابن تيمية قيام الإمارة الإسلامية برفح، ضمن حكومة حماس (الإسلامية)، يوم الجمعة ٢٣ شعبان، ١٤ آب (أغسطس)، السلطة الفلسطينية الموالية للكيان اليهودي السلطة الفلسطينية الموالية للكيان اليهودي لإضعاف حركة حماس، وزرع الفتنة بين المسلمين، وقد حاولت حماس قبل إعلان العدول عن هذه التصرفات، لكنهم أبوا، العدول عن هذه التصرفات، لكنهم أبوا، فتصدت لهم، وقتل زعيمهم مع آخرين، في أواخر شهر شعبان.



عبداللطيف آل موسى قائد «جند أنصار الله»

وله كتب، منها: الياقوت والمرجان في عقيدة أهل الإيمان.

كما أصدر عددًا كبيرًا من أشرطة الكاسيت شرح فيها العقيدة الإسلامية (٢).

عبداللطيف خالص = عبداللطيف أحمد خالص

عبداللطيف خطاب (١٣٧٩ – ١٤٢٧ه = ١٩٥٩ – ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبداللطيف خليف (۲۰۰۰ – ۱۶۳۰ ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۲) العربية نت ١٤٣٠/٨/٢٥هـ.

#### عبداللطيف الخليفة ٠٠ - بعد ١٤٠٨هـ؟ = ٠٠٠ - بعد ١٩٨٨

(۰۰۰ – بعد ۱۹۸۸ هـ؟ = ۰۰۰ – بعد ۱۹۸۸م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

**عبداللطيف خليفة بوكر** (١٣٦٥ – ١٤١٨هـ = ١٩٤٥ – ١٩٩٧م) إعلامي.



ولد في طرابلس الغرب. حصل على دبلوم في الصحافة من مصر. مدير تحرير صحيفة الرأي، أمين الرائد، رئيس تحرير صحيفة السعبية العامة شعبة الصحافة باللجنة الشعبية العامة الخارجي، أمين إذاعة طرابلس الغرب المحلية، نشر نتاجه في عدد من الدوريات المحلية والعربية، ومثّل ليبيا في عدد من الدوريات المحافل الثقافية والإعلامية، وشارك في لجان إعلامية عربية، منها عضويته في اللجنة الدائمة للإعلام العربي بجامعة الدول العربية. توفي يوم ١٩ ربيع الآخر، ٢٣ آب العربية. توفي يوم ١٩ ربيع الآخر، ٢٣ آب

ومؤلفاته هي: المغتربون العرب في البرازيل، حركة السود والثقافة الإفريقية في البرازيل، الهنود البرازيليون، محاولة للاقتراب من الحوار العربي الأميركي، نحو تفسير جماهيري للرياضة (۱).

عبداللطيف بن خميس أبو هيف (١٣٤٨ - ١٤٢٩ه = ١٩٢٩ - ٢٠٠٨م) سبًاح عالمي.



من الإسكندرية. حصل على إجازة في العلوم العسكرية من الكلية الحربية، وإجازة من كلية ساند هوست الإنجليزية، عمل ضابطًا في القوات المسلحة، ومعلم صاعقة، ومعلم مظلات، وأصبح عميدًا بالقوات المسلحة، وعضو مجلس إدارة اتحاد السباحة. وكان سبَّاحًا عالميًّا، عُدَّ من السبَّاحين الثلاثة الأوائل في العالم في المدة (١٩٥٠ - ١٩٧٥م) وقد أحرز أول انتصار لمصر في أمريكا الشمالية والجنوبية، وحقق المركز الأول في السباق الدولي للمانش، كما احتل المركز الأول في أطول سباق للسباحة الطويلة، وكانت المدة (٣٦) ساعة، وطول (١٣٥) كم. وأعلن الاتحاد الدولي للسباحة أنه أعظم سباح في التاريخ للمسافات الطويلة. مثَّل بلده في مؤتمرات رياضية عديدة، ووضعت أمريكا اسمه ضمن قائمة كبار المشاهير الرياضيين في العالم، وفي قائمة المشاهير بفلوريدا. وحصًل نياشين. واعتزل السباحة وعمره (٤٥) سنة. مات في ١٦ ربيع الآخر، ٢٢ نیسان (أبریل)<sup>(۲)</sup>.

# عبداللطيف الراشد (۰۰۰ - ۱۶۲۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

# عبداللطيف الربيع = عبداللطيف محمد الربيع

عبداللطيف زايد (۱۹۹۲ - ۱۹۹۳هـ = ۲۰۰۰ – ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبداللطيف زغلول = عبداللطيف سعيد زغلول

عبداللطيف السعداني (۱۳۵۸ – بعد ۱۳۹۷ه = ۱۹۳۹ – بعد ۱۹۷۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبداللطيف سعيد زغلول (١٣٣٤ - ١٤١٢ه = ١٩١٥ - ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبداللطيف سليم واكد (۱۳۳۳ – ۱۳۹۹هـ = ۱۹۱۴ – ۱۹۷۹م) مستشار زراًعی، أديب.



من محافظة الشرقية بمصر. تخرَّج في جامعة فؤاد الأول بالقاهرة متخصصًا في الزراعة. عين مستشارًا فنيًا لمؤسسة تعمير الصحاري، وخبيرًا في النخيل بمصلحة البساتين، ثم كان مستشارًا لوزير الزراعة.

له مجموعات قصصية منشورة، منها: الثغر الباسم (قصة ريفية)، قافلة الأيام، مغامرة في الظلام، كهف الذكريات، بائعة الحب، العذارى الخاطئات، راقصة الصحراء.

 <sup>(</sup>۲) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٢١٧،
 الموسوعة الحرة ٢٠١١/٣/٢٩، وصورته من موقع (المعرفة).

ومجموعة دواوين مطبوعة كذلك، منها: أنين، الدماء، أغسطس، أقداح، فارس العصر جمال عبدالناصر. وله مؤلفات أخرى ثقافية ومتخصصة

ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).
عبداللطيف سليمان حسين

(1541 - VY31a = Y381 - F. . Yq)

عُرِف بـ«لطفي عبداللطيف».

أديب، شاعر.



من مواليد تونس، وبها درس الابتدائية والإعدادية، عاد إلى ليبيا، وعمل بين تونس والمخزائر، حصل من فرنسا على دبلوم في اللغة الفرنسية، وآخر في الصحافة، عاد ليبيا، ومديرًا للمركز الثقافي العربي الليبي بتونس، كما عمل في الجامعة الإسلامية. له نتاج أدبي في صحف ليبيا وتونس، كما أعدً وقدم برامج إذاعية، وكان عضو رابطة الأدباء والكتاب بليبيا.

صدر فیه کتاب بعنوان:

لطفي عبداللطيف الشاعر/كامل المقهور. -طرابلس: دار النخلة، ١٤٢١هـ.

دواوينه المطبوعة: الخريف لم يزل، أكواخ الصفيح، حوار مع الأبدية، دمعة الحادي، قليل من التعري.

ومن المخطوط: ثمالة من عزل، ألفان(٢).

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

(٢) معجم الأدباء والكتاب الليبيين ١٥٥/١، معجم

عبداللطيف السملالي (١٣٥٧ – ١٤٢١هـ = ١٩٣٨ – ٢٠٠١م) إداري رياضي وزير.



من مدينة أزمور بإقليم الجديدة في المغرب. حصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق. عاد ليعمل في المحاماة، عين من بعد وزيرًا للشبيبة والرياضة على تعاقب مكومات، وقد بادر إلى جانب المعطي بوعبيد إلى إنشاء حزب الاتحاد الدستوري (وهو ذو توجه ليبرالي) وكان قياديًا في أمينًا للحزب المذكور عام ١٩١٩هـ، وشغل أمينًا للحزب المذكور عام ١٩١٩هـ، وشغل الجال الرياضي، فقد كان رئيس الجامعة عدة مناصب أخرى، وطنية ودولية في الملكية المغربية لكرة القدم، والرئيس الأول الاتحاد العربي للرياضة، وعضوًا في اللجنة التنظيمية لكأس العالم لكرة القدم. مات ليوم الجمعة ٢٤ شوال، ١٩ يناير (١٠).

**عبداللطیف الشایع** (۱۳۴۰ – ۱۲۲۷ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۰۱م) داعیة ورجل خیر ومبرات.



الشعراء الليبيين ٤٢٥/١، دليل المؤلفين الليبيين ص٣٦٠. (٣) معلمة المغرب ١٥/ ٥١١٩.

ولد بمدينة الكويت، تعلم في المدرسة المباركية، تعبَّن عضوًا في المجلس البلدي، وفي مجلس الأوقاف، وإدارة المعارف، وكان أحد مؤسسي العمل الخيري في بلده، وعلمًا من أعلام الخير فيها، رافق الكثير من علماء الإسلام وجالسهم، لحبه لهم وحرصه على التعمق في أصول الدين واللغة والأدب، مع تركيزه على التربية الإسلامية، وتشجيع أهل العلم، ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحسنى، وكان على صلة حسنة بكل فئات المجتمع، حاكمهم ومحكومهم، يقضي مصالح الناس، ويزور كبار المسؤولين يوم على الدين والأخلاق والقيم... توفي يوم عصفر، عقرار (مارس) عليه رحمة الله().

# عبداللطيف شرارة = عبداللطيف علي شرارة

عبداللطيف الشهابي (۱۳۳۷ – ۱۶۱۰ه = ۱۹۱۸ – ۱۹۹۰م) أديب محقق.



ولد في بغداد، لم يكمل دراسته الثانوية، عمل موظفًا بوزارة الصحة، وأسَّس «ندوة الخميلة العذراء» مع آخرين، ونشط في تحقيق المخطوطات.

ومما طبع له: سميراميس (مسرحية)، دمعة فاجر (قصص)، عقود اللآلئ في الموشحات والأزجال للنواجي (تحقيق)، (٤) الجتمع ع١٩٢٢ (١١١) ١٦٩٢هـ) ص٩٠.

حفنة رماد (شعر)، زهرة الجولان (شعر)، رحيل الظلال الحزينة (رواية، خ)، لعنة الأب (مسرحية، خ)<sup>(١)</sup>.

#### عبداللطيف الطيباوي (1771-1.316=.181-1874) باحث، تربوي.

ولد في قرية طيبة بني صعب بقضاء طولكرم. حفظ القرآن صغيرًا في كُتَّاب القرية على الشيخ خليل إبراهيم. ثم قُبل في كلية المعلمين بالقدس التي سميت فيما بعد «الكلية العربية». وبعد تخرجه منها حصل على منحة دراسية في الجامعة الأمريكية ببيروت، وتخرَّج منها، وكان خلال دراسته ينشر بحوثًا ومقالات في محلات «المقتطف» و «الكلية» و «الكشاف» وغيرها. وعاد إلى فلسطين ليتقلد وظائف في التعليم والإدارة والتفتيش، وكان ذلك أيام الانتداب البريطاني على فلسطين. وتزوج من نمساوية. وأولى الشؤون السياسية جانبًا من اهتمامه، وكتب مقالات انتقد فيها السياسة البريطانية في فلسطين. وكان مفتشًا عامًا في الإدارة المركزية بالقدس. ثم حصل على منحة إلى بريطانيا لمدة ستة أشهر لدراسة أنظمة التربية والتعليم فيها، على أن يعود لخدمة بلاده في محال التربية والتعليم. لكن قرار التقسيم والنكبة التي حلت بفلسطين والمسلمين عامة لم تسمح له بالعودة، فبدأ صفحة جديدة في حياته بلندن، فلاذ بالدرس والعلم، ومارس التعليم في مدارس بريطانيا، وقدم لجامعة لندن أطروحته «المعارف في فلسطين تحت الاحتلال والانتداب البريطاني من ١٩١٧ إلى ١٩٤٨» فنال بما درجة الدكتوراه في

(١) موسوعة أعلام العراق ١٢٣/١، معجم المؤلفين العراقيين ٢١٨/٢، معجم البابطين لشعراء العربية، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٣٦/٥.

الفلسفة .. ثم توسع نشاطه .. فكتب في كبريات المحلات العلمية في أوروبا وأمريكا والبلاد العربية، وحاضر في جامعات الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن، صدمته سيارة، فقضى نحبه في صباح الجمعة ١٧ ذي الحجة، ١٦ تشرين الأول (أكتوبر). ولما توقف عن عمله الرسمي الجامعي قدم له زملاؤه سفرًا تكريميًا حُرِّر باللغة الإنجليزية بعنوان «إكليل غار عربي إسلامي»، لندن ١٩٧٧م، وقد شارك في الكتاب ما ينوف على ثلاثين أستاذًا جامعيًا من مختلف أنحاء

نشر عشرات المقالات والمراجعات في التاريخ والتربية والأدب، ذكرتها محلة محمع اللغة العربية بدمشق (مج ٥٨ ج ١). وصنف كتبًا باللغتين الإنحليزية والعربية، فمن كتبه الإنجليزية: المصالح البريطانية في ١٨٠٠ – ١٩٠١، التغلغل الثقافي الروسي المؤلفين).

عديدة. وبينما كان في طريقه إلى كلية

فلسطين ١٨٠٠ - ١٩٠١، المستشرقون الناطقون بالإنحليزية، (ونشر باللغة العربية)، الرسالة القدسية للغزالي وترجمتها إلى الإنحليزية، المصالح الأميركية في سورية في سورية وفلسطين في القرن التاسع عشر، القدس ومكانتها في الإسلام وفي التاريخ العربي، الأوقاف الإسلامية في القدس: أصلها وتاريخها واغتصاب إسرائيل لها. وله غيرها ذكرت في (تكملة معجم

ومن كتبه باللغة العربية: التصوف الإسلامي العربي، محاضرات في تاريخ العرب والإسلام (جزءان)، دراسات عربية إسلامية، القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام (٢).

عبداللطيف بن عبدالجبار القدوري (الكمالي)  $(\lambda^{m} - 71314? = \tilde{P} + 191 - 09914)$ 

اختار لنفسه لقب «الكمالي» نسبة إلى مدينته، فهو من البوكمال بسورية.



أُجيز في الحقوق من جامعة بغداد، وشارك في ثورة رشيد عالى الكيلاني، وبعد فشلها لجأ إلى حلب، وفي برلين تسلم الإذاعة العربية فيها مدة من الزمن إبان الحرب الثانية، ثم سافر إلى اليونان وتسلم الإذاعة العربية في أثينا، عاد إلى سورية، ومنها إلى العراق، وعين ملحقًا صحفيًا في السفارة العراقية بدمشق ومات ببغداد، وله قصائد منشورة في كتب ومجلات<sup>(۱۲)</sup>.

(٢) من مقدمة كتاب »دراسات عربية وإسلامية» للمؤلف

بقلم شاكر الفحام. وانظر مراجعه هناك. وله ترجمة في

محلة اللغة العربية بدمشق مج ٥٧ (ربيع الأول - جمادي

الآخرة ١٤٠٢هـ) حد ١ - ٢ ص٢٨٦ - ٢٨٧ بقلم صفاء

عبداللطيف بن عباس التنكابني (۳۳۰ - ۱۹۱۱ - ۸۶۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

<sup>(</sup>٣) الحركة الثقافية في دير الزور ص١٠٠٠.

# عبداللطيف بن عبدالحسين البغدادي (۱۳۳۹ – ۱۹۲۸ هـ = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

# عبداللطيف عبدالرحمن الراوي ( عبد الدوم عبدالرحمن الراوي ( تكملة معجم المؤلفين )

#### عبداللطيف عبدالسلام زيادة (۱۳۶۳ - ۲۲۲۱ هـ؟ = ۱۹۲۶ - ۲۰۰۱م)

قاض ومحام شرعي.

ولد في طرابلس الشام، نال الإجازة العالية من كلية الشريعة بالأزهر، مع تخصص عال في القضاء الشرعية، وعاد ليمارس المحاماة الشرعية، ونشط في القضايا الوطنية، وقاد للاغتيال، ثم تولى تدريس الإفتاء، ثم القضاء الشرعي، وأمَّ ودرَّس وخطب في عدد الشرعي، وأمَّ ودرَّس وخطب في عدد من مساجد طرابلس، واشتهر بتخريجاته الفقهية، ونشر مقالات وأحاديث دينية في حريدة (الحضارة الطرابلسية) بعنوان (مع حريدة (الخضارة الطرابلسية) بعنوان (مع

وصدر له قبيل وفاته كتاب: لقاء الإيمان في رحاب القرآن.

وله أيضًا: الليالي العشر حتى مطلع الفجر(١١).



 (١) ترجمته من كتاب (أدباء طرابلس والشمال)/ نزيه كباره، ونقلته من موقع ذاكرة طرابلس وتراثها (٢٣٢هـ).

#### عبد اللطيف عبدالغني حمزة (١٣٤٢ - ١٤٠٦ه = ١٩٢٣ - ١٩٩٥م)

مفتي مصر.



ولادته في قرية البريجات التابعة لكوم حمادة بمحافظة البحيرة، حصل على العالمية (الدكتوراه) من جامعة الأزهر، تدرَّج في مناصب المحاكم الشرعية، وعمل باحثًا في مناصب في القضاء، انتدب مفتيًا لمصر مناصب في القضاء، انتدب مفتيًا لمصر تلاثة شهور، ثم عين مفتيًا من ذلك التاريخ حتى عام ١٤٠٥هـ (١٩٨٥م)، وبقي في منصبه نحو ثلاث سنوات، أصدر خلالها منصبه نحو ثلاث سنوات، أصدر خلالها الإفتاء. ولم يُذكر له تأليف. توفي يوم ٢ الإفتاء. ولم يُذكر له تأليف. توفي يوم ٢ عرم، ١٦ سبتمبر(۱).

# عبداللطيف عبدالفتاح أبو العلا (۰۰۰ - ۱٤٣٣هـ = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م)

أستاذ الإحصاء.

من مصر. أستاذ الإحصاء التطبيقي والتأمين في كلية التجارة بجامعة المنصورة، ثم عميد الكلية عام ١٣٩٩ه، ثم نائب رئيس الجامعة، وكان مستشارًا ثقافيًا بواشنطن. حاصل على جائزة الدولة التقديرية. نعي في ١٦ ذي الحجة، الأول من نوفمبر. كتبه: مقدمة في التحليل الإحصائي، مدخل إلى الطرق الإحصائية، مقدمة

(٢) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ٢/١، و، ومما كتبه أحمد عامر عبدالله في (الأهرام اليومي) استفيد منه في محرم ١٤٣٣هـ، موقع أخبار دمنهور ٢٠١١/١٢/٩م. وهو غير أستاذ الصحافة عبداللطيف حمزة.

الإحصاء التطبيقي، الرياضيات: تطبيقات تجارية، العينات وتصميم التجارب.

عبداللطيف بن عبدالله البرزنجي (٠٠٠ - قبل ١٤٢٨هـ = ٠٠٠ - قبل ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبداللطيف بن عبدالله آل عبداللطيف (۱۳۳۱ – ۱۶۰۹ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۸۹م) قاض.



من أسرة علم عريقة في الأحساء بالسعودية. درس على علماء بلده، وعلى علماء مكة المكرمة وأجيز منهم. عدَّ من أشهر قضاة الأحساء. عين قاضيًا في الجبيل، وفي محكمة القطيف والدمام. عاد ليتولى رئاسة محكمة الجفر، ومحكمة المبرز. تولى الإمامة في مسجد أسرته (آل عبداللطيف). اشتهر بالحلم والورع والعدل، وكان خاشعًا بكاء، له نصيب من قيام الليل، ويطيل بكاء، له نصيب من قيام الليل، ويطيل وكان له مجلس علم وأدب كل يوم خميس، وله رسائل أدبية وقصائد شعر. مات يوم وله رسائل أدبية وقصائد شعر. مات يوم (٢٨) ربيع الأول. رحمه الله (٢٨).

# عبداللطيف عبدالمجيد الهنيدي (٠٠٠ - ١٤٢٤ه؟ = ٠٠٠ - ٣٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) شخصيات رائدة من بالادي ص١٣٥، علماء في الذاكرة ص٢٠٥.

# عبداللطيف بن عبدالهادي نبهان (۱۳۳۸ – ۱۳۹۹ه = ۱۹۱۹ – ۱۹۷۹م)

قارئ.

ولد في حلب، كف بصره وهو صغير، أتم في دار الحقاظ حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم على الشيخ بكري ناطور، عين مؤذنًا في عدة مساجد، وكلّف بقراءة أجزاء من القرآن الكريم يوميًا في أكثر من مسجد، ثم في المسجد الأموي الكبير بحلب، واعتُمد قارئًا في إذاعة الكبير بحلب، واعتُمد قارئًا في المناسبات حلب، دُعي إلى القراءة في المناسبات الدينية والوطنية في حلب وغيرها. وكان مولعًا بحفظ القصائد والموشحات والمدائح وإنشادها، مع صداقات وصلات مع كثير من فناني حلب ومطربيها، وولع بأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، وكان يجيد غناء كل أغانيهما! (۱).

# عبداللطيف عبدالوهاب البدري (۱۳۳۹ - ۱۲۳۴ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۱۳م) طبيب جرّاح.

من سامراء. نال شهادة دبلوم الجراحة من جامعة القاهرة، أول عراقي حصل على شهادة الزمالة من الكلية الملكية للجرًاحين في لندن. وقد تخصص في جراحة الجهاز المضمي، وأسهم في تطوير علم الجراحة وإرسائه على قواعد علمية حديثة في العراق وغيره، وحرص على تعليم الطلاب بالوسائل الحديثة وبالنشاطات الطبية والثقافية، وتولًى رئاسة قسم الجراحة وعمادة الكلية الطبية ثم رئاسة جامعة بغداد، وعُيِّن وزيرًا للصحة ميات ثم رئاسة وأدبية محلية وعالمية، وقيل له علم الجراحين العراقيين. توفي يوم السبت شيخ الجراحين العراقيين. توفي يوم السبت شيخ الجراحين العراقيين. توفي يوم السبت شيخ المسائل ٢٢ حزيران.

نشر بحوثًا طبية، وألف مجموعة من

(١) مئة أوائل من حلب ٤٦٧/١.

الكتب العلمية والتراثية، منها: التشخيص ولإنذار في الطبّ الأكدي ، الجراحة العامة (بالإنجليزية)، الطبّ عند العرب، الطبّ في العراق القديم، المعجم الطبي الموحّد (عربي – إنجليزي)، من الطبّ الآشوري، الآلات الجراحية عند العرب، الجراحة الطارئة في الحروب والكوارث (ترجمة بالمشاركة)، وأي في المصطلحات الطبيّة، مصطلحات علم الجراحة والتشريح (بالمشاركة)، وله علم الجراحة والتشريح (بالمشاركة). وله مستلات بالإنجليزية أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين) (").

# عبداللطيف بن عبدالوهاب بوبشيت (۰۰۰ – ۱۶۰۱ه = ۰۰۰ – ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

# عبداللطيف بن عثمان الملا (۱۳۵۲ – ۱۹۲۱ه = ۱۹۳۴ – ۲۰۰۰م؟)

من الأحساء بالسعودية، وأحد رجال التعليم بها. له كتابات في الأدب والتربية. من تآليفه: لمحات من الحياة التعليمية بالأحساء من القرن الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر الهجري، في ظلال النخيل (عن شجرة النخيل).

وله من المخطوط: وسقطت أقنعة الدجل (رواية)، نحو تربية أفضل، بحوث ومحاضرات في التربية والإدارة المدرسية.



(۲) موسوعة أعلام العراق ١٩٣/١، صحيفة «حقوق»
 اليومية الإلكترونية ٢٠١٣/٦/٢٣م، معجم المؤلفين العراقيين
 ٣١٦/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٣٠/٥.

عبداللطيف عدنان الحمداوي (١٣٥١ – ١٤٢٤هـ = ١٩٣٢ – ٢٠٠٣م) داعية قيادي.



من ضواحي مدينة ابن أحمد في المغرب. درَّس الرياضيات والتاريخ والفقه. جاهد ضد المحتلّ الفرنسي واعتُقل وعذَّب عذابًا شديدًا. أسهم في تأسيس الخلية الأولى في المحركة الإسلامية المغربية المعاصرة والشبيبة الإسلامية، اعتقل سنة ١٣٩٥هـ وشُهر به واعتقل مرة أخرى.. رعى أسر المعتقلين والمهاجرين، أخلص لدعوته وحركته والمهاجرين، أخلص لدعوته وحركته بدور الإرشاد العام في الداخل، وظل محلّ بدور الإرشاد العام في الداخل، وظل محلّ فقة الشباب الإسلامي ومجبتهم، حتى توفي صبيحة يوم الجمعة ٢٨ ربيع الأول، ٣٠ أيار(٣).

عبداللطيف عطا عقل (۱۳۹۲ - ۱۶۱۶ه = ۱۹۶۲ - ۱۹۹۳م) شاعر، من رجالات الحركة الثقافية بفلسطين .



(٣) موقع الشبيبة (المغرب).

ولد في بلدة ديراستيا التابعة لنابلس. أنهى دراسته الثانوية في الأردن، وحصل من جامعة دمشق على إجازة في الفلسفة وعلم الاجتماع، والدكتوراه في علم النفس الاجتماعي من الولايات المتحدة الأمريكية، وما بعد الدكتوراه في علم النفس السريري. ثم عمل في التدريس بالأراضي المحتلة، وشغل منصب نائب رئيس جامعة النجاح في نابلس، ومات في شهر سبتمبر (أيلول)، وفي مصدر: ٢٧ آب (أغسطس)، الذي يوافق ١٠ ربيع الأول.

صدرت فيه دراسة بعنوان: الأدب الفلسطيني واتفاقية السلام؛ عبداللطيف عقل في الذاكرة/ عادل الأسطة، ١٤١٥ه، ٢٠٠٥.

ولفيصل قرقطي دراسة طويلة في شعره، نشر في ع ۲۷ من مجلة نزوى.

وله أعمال شعرية ومسرحية، منها: شواطئ القمر، هي أو الموت، حوارية الحزن الواحد، قلب للبحر الميت، تشريفة بني مازن، محاكمة فنش بن شعفاط، الإهدار التربوي. وله شعر لم ينشر، ومؤلفات أخرى مطبوعة ومخطوطة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

عبداللطيف عقل = عبداللطيف عطا عقل

عبداللطيف عقيل زيني (١٣٥٩ – ١٤٢٠ه = ١٩٤٠ – ١٩٩٩م) نيان.

عُرف باسم «لطفي زيني».

(١) موسوعة أعلام فلسطين ٢١٥/٥ شعراء فلسطين في القرن العشرين ص٣٩٦، الفيصل ع٢٠٣ (جمادى الأولى ١٤١٤) ما ١٤١٤ (بيع الآخرة ١٤١٤) ما ١٢٥، وفي آخر كتابه «البلاد طلبت أهلها» قائمة بمجموعاته الشعرية، ومسرحياته، وأعماله الأكاديمية، ومقالاته، ومخطوطاته، بلغت في مجموعها ١٦ عملًا.



ولادته بمكة المكرمة. تعلم حتى المرحلة المتوسطة. بدأ ممثلًا على مسرح الإذاعة عام ١٣٨٠هـ، واعتبر أول ممثل يظهر في التلفزيون السعودي عام ١٣٨٥هـ. قام بإنشاء ستديو خاص لتصوير وإنتاج الأعمال الفنية والمسلسلات في تونس باسم "مؤسسة زيني فيلم" قدم من خلالها أعمالًا كثيرة. أنتج مسلسلًا خلالها أعمالًا كثيرة. أنتج مسلسلًا نشطًا في التأليف وكتابة السيناريو والشعر نشطًا في التأليف وكتابة السيناريو والشعر الغنائي. أصيب بجلطة في المخ بالقاهرة سنة شعبان (٢).

عبداللطيف علي سلطاني (١٣٢٩ - ١٤٠٤ه = ١٩١٠ - ١٩٨٤م) عالم وداعية مجاهد. من المسهمين في إحياء اليقظة الإسلامية بالجزائر.



 (٢) شخصيات في ذاكرة الوطن ص٣٩٣، رواد المونولوج في السعودية ومصر/ محمد همود رجب ص٤٩.

نشأ يتيمًا، وفتح عينيه على المحتل الفرنسي وهو يمارس كل أساليب المسخ والتشويه للأمة وعقيدتها، ويسمى بلاده «الجزائر الفرنسية»! وكانت بدايته التوجه نحو تعلم العلوم الشرعية، فتعلم العربية، وانتقل إلى جامع الزيتونة بتونس سنة ١٣٤٨هـ ودرس فيها، وله ذكريات وآراء في علمائها، وبيان لأحابيل بورقيبة في إبعاد الإسلاميين ممثلين بالزعيم الإسلامي عبدالعزيز الثعالبي. وبعد رجوعه إلى الجزائر انضمَّ إلى الحركة الإصلاحية التي مثلتها «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» فآزر مؤسّسها الشيخ عبدالحميد بن باديس، ومن بعده الشيخ محمد البشير الإبراهيمي. بقى في قسنطينة زمنًا طويلًا يلقى الدروس في المساجد، ويعظ الناس، ويجيب على أسئلتهم الفقهية الكثيرة. ونظرًا لاحتكاكه الكبير بالناس، ولكثرة ممارسته للفقه المالكي، صار مرجعًا لأئمة المساجد ولعامة الناس على السواء. وبعد أن نالت الجزائر استقلالها عن فرنسا حاول مع مجموعة من إخوانه مثل مالك بن نبي وأحمد سحنون وعباسي مدني أن يقفوا في وجه الخطر، بعد أن كشفت الحكومة الأولى عن وجهها الاشتراكي، فأسَّسوا بعد جهاد مرير «جمعية القيم الإسلامية» على شرط أن تكون خيرية. يقول في هذا الشأن: «قد يخطر على البال سؤال يوجه إلى العلماء وهو: لماذا أنتم ساكتون عن هذا الهذيان أو الأباطيل من هؤلاء المحمومين؟ وما لكم لا تردون عليهم بهتائهم، وتقنعونهم إن كانوا يريدون الاقتناع بأن آراءهم خاطئة وأفكارهم مسمومة بسمِّ الإلحاد والملاحدة، والاستعمار والمستعمرين، وكل هؤلاء خصوم وأعداء للإسلام والمسلمين، يعملون بكل طاقاتهم على محو الإسلام وآثاره من هذه الأرض؟ نجيب بأن العلماء على علم من هذا وأمثاله، غير أنه لم يسمح لهم بنشر الردود

على افتراءات المفترين، وكم من ردّ أرسلوه للصحف لينشر فأهمل».

ثم ذكر ظروف تأسيس تلك الجمعية وما سُمح لهم به، وكيف أنهم أرسلوا ببرقية التماس لحمال عبدالناصر ليتدخل من أجل تخفيف حكم الإعدام عن سيد قطب.. فكانت النتيجة حلَّ الجمعية، والمحلة أيضًا، من أجل تلك البرقية!! قال: «وهذا هو النظام الاشتراكي في كل بلد، فإنه لا يسمح بتأسيس أية هيئة أو تشكيلة - كيفما كانت - إلا إذا كانت تخدم مبادئه، وتحمد أفعاله وتؤيدها». وفي الوقت الذي طغت فيه موجة الاشتراكية والإلحاد، وانحسار المد الإسلامي، وقف الشيخ في وجه التيارات المنحرفة بكل شجاعة وحماس، فصوّبت إليه السهام، ويذكر كيف أن التعليم كان مفعمًا بأفكار ماركس الاقتصادية، ولينين الثورية، وستالين الفكرية الديكتاتورية، وأنه أبعد ما يكون عن الإسلام ونهجه. وعندما بدأت الاعتقالات، اعتقل مع أحمد سحنون وعباسى مدنى، وتوالى عليه التعذيب الشديد - وهو شيخ كبير - لأكثر من أسبوعين، وكانت آثاره فيه ظاهرة.. وأحيل بعد ذلك إلى الإقامة الجبرية.. وبقى يشكو من آثار التعذيب حتى توفاه الله يوم الخميس ١٠ رجب، ١٢ أبريل.

ومن مؤلفاته المطبوعة: المزدكية هي أصل الاشتراكية، سهام الإسلام، في سبيل العقيدة الإسلامية (١).

# عبداللطيف بن علي الشبيب (١٣٨٤ - ١٤٢٢ه = ١٩٦٤ - ٢٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

أعلام الإصلاح الإسلامي في الجزائر ص ٢٠٠، المجتمع ع ٦٦٩ (١٤٠٤/٧/٣٠) ص ١٨٠، وع ٢٧٠ (١٨٠٤/٤/١٨) هـ
 ص٣٠، وع ٢٧٥ (١٨/٤/١٤) هـ) ص ٣٠٠.

#### عبداللطيف علي شرارة (۱۳۳۸ – ۱۶۱۲ه = ۱۹۱۹ – ۱۹۹۲م) أديب ناقد.



من مواليد بنت جبيل جنوبي لبنان، التحق بالكلية الإسلامية في بيروت، وحصل على شهادة من دار المعلمين، ثم درَّس، وعمل في دار الكتب الوطنية ببيروت، ثم كان رئيسًا لها، أسهم في تأسيس جمعية أهل القلم، وانضمَّ إلى عصبة الأدب العاملي، ومثَّل لبنان في عدد من المؤتمرات، ونال جائزة عن كتابه «مي».

وله عشرات المؤلفات، منها: في قرى الجنّ (ملحمة نثرية)، فلسفة الحبّ عند العرب، ابن حزم رائد الفكر العلمي، الصهيونية جريمة العصر، أبو العتاهية شاعر الزهد والحب الخائب، ميّ زيادة، الأخطل الصغير، معارك أدبية قديمة ومعاصرة، الدنيا تتحدث عن نفسها. وله مؤلفات وترجمات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

# عبداللطيف علي الشوّاف (١٣٤٥ - ١٩٢٧ه = ١٩٢٦ - ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبداللطيف علي الميّاح (١٣٦٩ - ١٤٢٤ه؟ = ١٩٤٩ - ٢٠٠٤م) باحث سياسي حقوقي.

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.



من العراق. حصّل الدكتوراه عن رسالته المعنونة بدالجال الحيوي في سياسة إسرائيل الخارجية» من جامعة بغداد عام ١٤١٨ه، انتمى إلى حزب البعث، وأيد إجراء الانتخابات في العراق، وكان ناشطًا في محال حقوق الإنسان، ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة المستنصرية في بغداد. انتقد الموالين لصدام حسين في حديث تلفزيوني فقتل خارج منزله في اليوم التالى.

من مؤلفاته عدا رسالته المذكورة: الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه الخليج العربي (مع حنان الطائي)، ثورة المعلومات والأمن القومي العربي<sup>(۱)</sup>.

# عبداللطيف عمران بندر أوغلو (١٣٥٦ - ١٤٢٩ه = ١٩٣٧ - ٢٠٠٨م) شاعر وسياسي تركماني شيوعي.



ولد في مدينة طوز خور ماتو، التابعة لمحافظة صلاح الدين بالعراق. في مرحلة الدراسة المتوسطة التحق بالحركة السياسية العراقية، وشكلوا جماعة من ضمنها زهدي

 (٦) الأهرام ١٤٢٥/٥/٢٨هـ، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٣٨/٥. وصورته من الجزيرة نت.

الداودي وموسى العبيدي، وكانت تريد تغيير العالم بطريقتها الخاصة. أصدروا نشرات جدارية ونشروا الفكر «التقدمي» من خلال مجلة سرية مكتوبة باليد عنوانها «صدى الواعي»، ثم التحق بمركز التدريب المهنى في شركة نفط العراق بكركوك، وأجبر مع عائلته على الهجرة إلى بغداد، حيث كان قد ثبتت قدمه في الحزب الشيوعي، ثم غادر البلد إثر انقلاب شباط ١٩٦٣م إلى بلغاريا، عاد بعد ثلاث سنوات ليعمل في صفوف الشيوعية بقوة ضد عبدالسلام عارف. وتعرَّض للسجن والتعذيب لأفكاره التي بقى مصرًّا عليها. وقد عمل مدير إرشاد المنطقة الشمالية بكركوك، ومديرًا للثقافة التركمانية، ورئيسًا لتحرير جريدة يورد (الوطن)، الأسبوعية التركمانية، وعدة محلات ومطبوعات تركمانية أخرى، وحصل على الدكتوراه الفخرية في الأدب من جامعة باكو بأذربيجان، وأسَّس اتحاد الأدباء التركمان، وكان عضو الجلس المركزي لاتحاد الأدباء. وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق أسهم في تشكيل المحلس العراقى للسلم والتضامن، وأصبح عضو الرئاسة فيه، ثم عيّن مستشارًا لرئيس الجمهورية جلال طالباني، وأحيرًا وزير إقليم في حكومة إقليم كردستان. مات في عمَّان يوم ٢٥ محرم، ٢ شباط (فبراير).

ومماكتب فيه:

الشعر التركماني الحديث في العراق: دراسة في أشعار الشاعر عبداللطيف بندر أوغلو/ هاني صاحب حسن. - بغداد: دار الشؤون الثقافية، ٨٠٠ ١هـ، ١٤٨٨ ص.

له أكثر من (٣٠) كتابًا باللغات التركمانية والتركية والأذرية، وكتب باللغة العربية، وبين كتبه (٥١) ديوانًا شعريًا.

ومن مؤلفاته بالعربية: التركمان في عراق الثورة، المعجم التركي العربي (٤ مج) مع آخرين، عروق البحر (شعر)، نظرة إلى

ر الصرفة والجرج مين بُرَحَبِّج العَفِي حِرْنَ رَا وَ لِحَارِئَة . وَمِينَ يَصَلَى نَهُم عَارٍ عُوهُ وَ وَمِنْ يَصَلَى نَهُم عَارٍ عُوهُ وَ وَمُلِكَ يَ مِسْلَى نَهُم عَارٍ عُوهُ وَمُنْ الطَّلَامُ وَمُنْ لَعَلَم الطُلام وَتُنْ طَلَق مِن كَبِد الدَرْقة صَرَحُات وَمُنْ لَكِي المُنْ الدَرْقة صَرَحُات لِعَيْدَ الدَّرِقة صَرَحُات لِعَيْد مِرْهُ حَ مِنَاعِب بَلَغِي وَمُدُرَى وَ حَنْ الْمِيك بَلَغِي وَمُدَنَ السَينَا بِنَ فِي مِدِرِي وَحَرْنُ المُعَمَّدُ المَسْنَا بِنَ فِي مِدِرِي وَحَرْنُ المُعَمَّدُ المَدْرَة وَحَرَنُ المُعَمِّدَ المَدِّ المُهَدِّ وَحَرْنُ المُعَمَّدُ المَدِّ المُهَدِّ المُهَدِّ المُعَمَّدُ المُدَّلِي وَحَرْنُ المُعَمِّدُ المُدَّ المُهَدِّ المُهَدِّ المُهَدِّ المُهَدِّ المُهَدِّ المُهُدُّ المُهُدُّ المُدَّالُولُهُ وَحَرْنُ المُعَمِّدُ المُدَّالِي المُهَدِّ المُهَدِّ المُهُدُّ المُدَّالُ المُهُدُّ المُدَّالُ لَا لَهُ الْمُدَّالُ المُهُدُّ المُدَّالُ المُدَّلِي المُحْدَدُ المُدَّالُ المُدَّالُ المُدَّالُ المُدَّالُ المُدَّالُ المُدَّالُولُولُ المُحْدَدُ المُدَّالُ المُحْدَدُ المُعَدِّ المُعَدِّ المُدَالُولُ المُحْدَدُ المُدَالِي وَالمُنْ المُعَالَى المُولِي المُحْدَدُ المُدَالِي المُعْمَدُ المُدَالِقُ المُعْلَمُ المُعْمَدُ المُدَالِي المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُمْ المُعْلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُمْ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ المُعْلِمُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْعُلِمُ الْعُمْدُ الْعُمْدُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُمْدُ الْعُمْدُولُ الْعُمْدُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُمْدُولُ الْعُمْدُولُ الْعُمْدُولُ الْعُمْدُ الْعُمْدُلُولُ الْعُمْدُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ ا

عبداللطيف بندر أوغلو (خطه)

أذربيجان- أوزباكستان - توركمانستان اخربيجان- قيرغيزستان، شعراء من العراق (مع منذر الجبوري ومحمد البدري)، إشارات أولية في الشعر التركي المعاصر، مطالع الاقتصاد (؟) والقصائد العربية لحمد بن سليمان فضولي البغدادي (تحقيق)، ناظم حكمت شاعر الإنسانية والحرية، الشاعر فضولي البغدادي (من بحوث المهرجان الدولي ١٩٩٤م)(١).

عبداللطيف الغربي (١٣٤٥ – ١٣٤١ه = ١٩٢٧ – ٢٠١٠م) عميد الصحفيين الرياضيين بالمغرب.

عمل في الإذاعة منذ عام ١٣٦٥هـ (١٩٤٥م)، وشارك في تأسيس مصلحة

(۱) صحيفة الصباح الجديد (العراق) ۲۰۰۸/۲۳ (نقالاً من موقع العراقي)، معجم البابطين ۲۹۸/۳، موسوعة أعلام العراق /۱۳۳۱، معجم المؤلفين العراقيين ۲۱۷/۲، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۲۲۱/۰.

الرياضة بالإذاعة الوطنية، التي تولى رئاستها عدة سنوات، وعين متصرفًا بمؤسسة الإذاعة والتلفزة عام ١٣٨٢هـ (١٩٦٢م). وتولى على مدى (٤٠) عامًا تغطية العديد من الأحداث السياسية والرياضية والثقافية البارزة، من بينها المفاوضات المغربية الفرنسية عام ١٣٧٥هـ (١٩٥٥م)، ودورة الألعاب الأولمبية عام ١٣٧٥هـ (١٩٥٥م)، وكما شغل منصب رئيس تحرير بوكالة المغرب العربي للأنباء لمدة سنة، ورئيس ديوان الوزير الأول ووزير العدل المعطي بوعبيد، وشغل المنصب نفسه في وزارة الشباب والرياضة، كما رأس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، وتوفي في ٨ جمادي الآخرة، ٢١ أيار (مايو)(٢).



عبداللطيف الغربي رأس «الجمعية المغربية للصحافة الرياضية»

عبداللطيف الفؤادي (۱۳۷۲ – ۱۹۱۶ه؟ = ۱۹۵۲ – ۱۹۹۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبداللطيف فوزي بطاح (۱۰۰۰ – ۱۶۳۴ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبداللطيف الفيلالي (١٣٤٦ - ١٣٤١هـ = ١٩٢٨ - ٢٠٠٩م) دبلوماسي وزير.

(٢) الموسوعة الحرة ٢٠١٠/١٢/١٦م.



ولد في فاس. حصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق من جامعة باريس. تقلّب في مناصب وزارية هامة في حكومات تعاقبت منذ الاستقلال، منها منصب وزير الخارجية والتعاون، ووزير الإعلام والتعليم العالي، ورئيس الوزراء ١٤ ١ – ١٤١٨ه (٩٤ المواصم العالمية الهامة، مثل مدريد ولندن وبكين والجزائر. وكان رئيس ديوان الملك محمد الخامس، ومدير الديوان الملكي من بعد. ولم ينخرط في حزب سياسي. وكان عضوًا في أكاديمية المملكة المغربية. توفي يوم الجمعة بباريس ٢٣ ربيع الأول، ٢٠ آذار (مارس).

له مذكرات أصدرها بعنوان: المغرب والعالم العربي<sup>(۱)</sup>.

عبداللطيف بن محمد ثنيان الغانم (١٣٣١ - ١٤٠٨ = ١٩١٢ - ١٩٨٨م) ناشط سياسي إداري.



 (١) دليل أكاديمية المملكة المغربية ص ١٦٦، دليل تاريخ الأحداث وتعاقب الحكومات بالمغرب ص ١٦٢، الموسوعة الحرة (استفيد منها بعد يوم من وفاته)، الشرق الأوسط ١٤٣٠/٣/٢٥هـ، العربية نت ١٤٣٠/٣/٢٥هـ.

من مواليد مدينة الكويت. تعلم في المدرسة الأحمدية، وصحب والده إلى الهند فدرس الإنجليزية في كراتشي، وساعده في التجارة هناك. عاد ليشارك في الحياة السياسية، وطالب مع آخرين بالإصلاح الإداري، وانبثق عن تلك المطالبة ما سمي بالمجلس التشريعي الأول، ثم كان رئيسًا للمجلس البلدي، ورئيسًا لمحلس الأمة التأسيسي عام البلدي، ورئيسًا لمحلس الأمة التأسيسي عام وضع دستور لدولة الكويت المستقلة، وضع دستور لدولة الكويت عبدالله السالم وثيقة دستور لأمير الكويت عبدالله السالم الصباح(۲).

عبداللطيف بن محمد الخميري (١٣٥٠ - ١٩٨٦ م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبداللطيف محمد الربيع (١٣٦٦ - ١٤١٣ = ١٩٤٦ - ١٩٩٣م) مهندس شاعر وفنان تشكيلي.



ولد في قرية خاو التابعة لرإب) باليمن. حصل على إجازة في الهندسة المعمارية من المجر، ودبلوم في تخطيط المدن من بريطانيا، وشهادة بحث في إدارة الخدمات من جامعة من جامعة هارفرد. مستشار فني في البنك اليمني للإنشاء والتعمير، أمين عام جمعية الفنانين التشكيليين اليمنيين، عضو اتحاد الكتاب، ومنظمة السلم والتضامن،

(٢) موقع تاريخ الكويت (١٤٣٢هـ).

ومنظمة العفو الدولية. شارك في مؤتمرات عربية ودولية في مجال تطوير المدن. له ديوانا شعر، هما: كتاب فازعة، الكفن الحسد (٣).

# عبداللطيف محمد العبد (۱۳۵۸ – ۱۳۶۱ه = ۱۹۳۹ – ۲۰۰۹م) باحث فلسفی إسلامی.

ولد في مدينة طنطا. حصل على الماجستير والدكتوراه في الفلسفة الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ثم درَّس في الكلية نفسها، ورأس قسم الفلسفة الإسلامية بها، وعمل وكيلًا لشؤون الدراسات العليا والبحوث بما أيضًا، كما درَّس في جامعات بالسعودية والإمارات، وأشرف على عدد من الرسائل العلمية، وشارك في مناقشة أكثر من (١٠٠) رسالة. كما شارك في برنامج (ندوة الكتَّاب) بالمدينة المنورة الذي كان يذاع من إذاعة (نداء الإسلام) لستِّ سنوات، وفي حلقات كثيرة بإذاعة القرآن الكريم في القاهرة، وفي التلفزيون، وكتب مقالات عديدة في صحيفة الأهرام وغيرها من المحلات في مصر وخارجها. وكان عضوًا في لجان وجمعيات، منها لجنة الفكر الإسلامي والقضايا المعاصرة بالجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والجمعية الفلسفية المصرية. وشارك في مؤتمرات، وكان مقرر المؤتمر الدولي للفلسفة الإسلامية التابع لقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم لثلاث سنوات. وكان تدريسه للعقيدة، والأخلاق، والفلسفة العامة، والمنطق، والفلسفة الإسلامية، وعلم الكلام، والتصوف، والفكر الإسلامي الحديث، ومقارنة الأديان. توفي يوم الأحد ٦ ذي القعدة، ٢٥ أكتوبر.

(٣) معجم البابطين ٢٩٦/٣، معجم البلدان والقبائل اليمنية ١٩٧٢، وصورته من موقع محمد عبده العبسى. ولد في الهفوف بالسعودية، درس على

علماء، واختصَّ بالشيخ محمد بن إبراهيم

المبارك، ثم ورث أستاذه في التدريس، وأمَّ

وخطب في مسجد البقشة، وفي جامع

النعيم، واشتغل بتجارة الثياب وعقد

الأنكحة، وكان هادئًا، محبًّا للعلماء، يزورهم

وألف كتبًا، منها: الذكر المنتظم في الوعظ

لأيام رمضان المعظَّم، المصباح في مختصر

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، تلقين

الميت، وفتاوى مخطوطة ومسموعة (٣).

ويجلُّهم. مات يوم الاثنين ١١ صفر.

وله كتب عديدة، منها: الأخلاق في الإسلام، الإسلام في فكر إخوان الصفا (أصله ماجستير)، دراسات في الفلسفة الإسلامية، دراسات في فكر ابن تيمية، ست رسائل من التراث العربي الإسلامي (تقديم وتحقيق، وهي: فيضة النفحات في مسألة الصفات، لطائف الجود في مسألة وحدة الوجود/ كلاهما للعيدروسي، حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال/ لابن عربي، سراج القلوب لأحمد الأشعري، المدخل الصغير إلى علم الطب، أخلاق الطبيب/كلاهما لأبي بكر الرازي)، أصول الفكر الفلسفى عند أبي بكر الرازى (دكتوراه). التفكير المنطقى، الحدود في ثلاث رسائل (حدود النحو للفاكهي، والحدود والرسوم لإخوان الصفا، والحدود لابن سينا، تقديم وإعداد)، تأملات في الفكر الإسلامي، الفكر الفلسفى في الإسلام، إصلاح النفس بين الرازي في الطب الروحاني والكرماني في الأقوال الذهبية (دراسة وتحقيق)، التصوف في الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه. وله مؤلفات أخرى ومشاركة في الكتابة في موسوعات، ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

# عبداللطيف محمد عبدالظاهر أبو السمح

(۱۳۲۸ – ۱۹۱۰ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۸۸م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبداللطيف بن محمد كامل كردي (۱۳٤٩ - ۱٤٠٢ه = ۱۹۳۰ - ۱۹۸۲م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

# عبداللطيف محمد بن منصور (٠٠٠ - ١٤٣١هـ = ٠٠٠ - ٢٠١٥م)

منشد شاعر.

من المغرب. درس في الزوايا. حفظ دواوين شعر ومتونًا، واهتمَّ بالأدب الديني الشعبي والأناشيد، فأنشد الكثير، وقيل له «شيخ المداحين والمسمعين»، وله تآليف شعرية فنية وتسجيلات سماعية وتلفازية حول ذلك.

وله من الكتب: تمذيب الأذواق في جيمية الشيخ الحراق، الكواكب اليوسفية، كنّاش الحايك (تحقيق)، نفحات العرف والذوق في مدح طه سيد الخلق (ديوان)(٢).

# عبداللطيف بن محمود البرغوثي (١٣٤٧ – ١٩٢٨ هـ = ١٩٢٨ – ٢٠٠٢م) باحث وشاعر شعبي.



ولد في قرية كفر عين التابعة لقضاء رام الله، حصًل دراساته العليا حتى الدكتوراه من جامعة لندن، وذلك عن رسالته «الأغاني العربية الشعبية في فلسطين والأردن»، عاد ليصبح مديرًا فمفتشًا في دائرة التربية بوكالة الغوث الدولية، ثم درَّس في ليبيا، وفي الإمارات، وأسهم في تأسيس كلية التربية في ليبيا من قبل اليونسكو، كما أوفد من قبلها لتطوير معاهد المعلمين والمعلمات في البحرين والإمارات، ثم كان أستاذًا في جامعة بيرزيت، ورأس جمعية الفولكلور بفلسطين، وكان عضوًا مؤسسًا لمجمع اللغة بفلسطين، وكان عضوًا مؤسسًا لمجمع اللغة

عبد اللطيف بن محمد النعيم (١٣٣٤ - ١٤١٨ه = ١٩١٥ - ١٩٩٧م) فقيه شافعي.



(٢) جريدة المساء (المغرب) ٢٠١٢/٤/٦م.

(١) الموسوعة الحرة ١١/١/١٣م.

العربية الفلسطيني.

وله إضافة إلى رسالته في الدكتوراه التي طبعت: تاريخ ليبيا القديم، حكايات حسان من بني زيد، القاموس الشعبي الفلسطيني (٣ مج)، قصص من أرطاس، ديوان العتابا الفلسطيني، ديوان الدلعونا الفلسطيني، ديوان شيخ شعراء الضفة الغربية راجح السلفيتي (تحقيق وتحرير)، تاريخ ليبيا الإسلامي، الأحزاب الأموية في تاريخ ليبيا الإسلامي، الأحزاب الأموية في المشرق العربي (١٤ – ١٣١٣هـ)، الأدب الشعبي في ظل الانتفاضة (إعداد وتحرير). ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

عبداللطيف محمود البغدادي (۱۳۳٦ – ۱٤۱۹ه = ۱۹۱۷ – ۱۹۹۹م) ضابط عسكري ثوري وزير.



ولد بالمنصورة في الدقهلية بمصر. تخرج في الكلية الحربية وكلية الطيران. عين ضابط طيار في القوات الجوية. أحد الضباط الأحرار البارزين الذين قاموا بثورة يوليو المربية، رئيس محكمة الثورة، وزير الشؤون البلدية، أول رئيس لجلس الأمة، نائب رئيس الجمهورية بعد قيام الوحدة، نائب الرئيس لشؤون الإنتاج، رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، وزير الخزانة

(۱) مدونته (استفيد منها في شعبان ۱۶۳۲هـ)، موسوعة أعلام فلسطين ۲۰۲/۰، معجم البابطين لشعراء العربية.

والتخطيط، عضو مجلس رئاسة الجمهورية. قدم استقالته منذ عام ١٣٨٤هـ (١٩٦٤م) واعتزل الحياة العامة. اشتهر بالإشراف على إقامة كورنيش النيل.

له «مذكرات» مطبوعة في جزأين (٢).

عبداللطيف مشتهري إبراهيم (۱۳۳۳ – ۱۶۱۶ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۹۰م) عالم داعية.



ولد في قرية كوم حلين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في مصر، تخرَّج في كلية أصول الدين وكان أول دفعته، ونشأ على حبِّ السنة والتعبُّد ونبذِ البدع، وكان حريصًا على حضور مجالس علماء عصره، ومن أبرز من حضر لهم الإمام حسن البنا، فكان مواظبًا على درس الثلاثاء له، لا ينقطع عنه وعن غيره من دروسه. وترقّى في إدارة الدعوة بالأزهر إلى أن أصبح مديرًا عامًا للوعظ، وعمل خطيبًا في جامع الأزهر ذاته ردحًا من الزمن، وكان واسع الأفق، بصيرًا بحقيقة الأمور، وانتسب إلى الجمعية الشرعية، وبويع بالإجماع من قبل هيئة علماء الجمعية ليكون إمامًا لأهل السنة بما ورئيسًا لها، وذلك في عام ١٣٩٦هـ، وعقد العديد من اللقاءات العلمية والإيمانية، وكان دؤوبًا في الدعوة منذ شبابه، ذا نهج (٢) البيان ١٩/٩/٢٣ هـ، الموسوعة القومية للشخصيات

(۱) البيال ۲۱۸٬۹۲۲ هـ، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص۲۱۸، موسوعة أعلام مصر ص۳۱۵.

وسط، ختم كتابه (هذه دعوتنا) بمبحث صدَّره بقوله: «الإسلام دين ودولة، قضاء وسياسة، مصحف وسلاح، معاش ومعاد». وتوفي ليلة الاثنين غرة ربيع الآخر، ٢٨ آب (أغسطس).



عبداللطيف مشتهري رأس الجمعية الشرعية

وألف أكثر من (٢٠) كتابًا، منها: تفسير القرآن تفسيرً القرآن تفسيرًا تحليليًا، تفسير القرآن تفسيرًا موضوعيًا، قصص الرسل عليهم السلام أجمعين، الدار الآخرة: الاستعداد للموت، انت تسأل والإسلام يجيب، شريعة الله في الصوم والصلاة، الإيمان والمؤمنون، روح هنا: محمد عبداللطيف مشتهري، فلعله هنا: محمد عبداللطيف مشتهري، فلعله هو المقصوم: هنا تحمد عبداللطيف مشتهري، الفقه الإسلامي، السيرة المحمدية العطرة، المواسم الإسلامي، السيرة المحمدية العطرة، المواسم دعوتنا، تحديد الملكية أمام الدين والعقل والقانون. ومؤلفات أحرى له ذكرت في والقانون. ومؤلفات أحرى له ذكرت في وتكملة معجم المؤلفين) (٣).

# عبداللطيف مصطفى بن علي البحيري (١٣٢٣ - ١٤٠٥ه = ١٩٠٥ - ١٩٨٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) شيء من ترجمته في: في صحبة الشيخ محمود خطاب/ توفيق أحمد حسن ص١٩٤٥، موقع (الإخوان المسلمون)، أضيف بواسطة فؤاد علي عبدالمقصود في ٢٠١١/١/٢٧م، موقع الجمعية الشرعية.

عبداللطيف مليجي بلطية (١٣٤٣ – ١٤١٣ه = ١٩٢٤ – ١٩٩٩م) قيادي عمالي.



رئيس اتحاد عمال مصر، وزير القوى العاملة، ثم رئيس اتحاد العمال العرب، وأمين عام ثم رئيس المحلس الشعبي لمحافظة القاهرة، وكان عضوًا بالمكتب السياسي للحزب الوطني(١).

عبداللطيف منصور = عبداللطيف محمد بن منصور

عبداللطيف موسى = عبداللطيف بن خالد آل موسى

عبداللطيف نجيب الضاشوالي (۱۳۲۸ – ۱۹۱۱ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبداللطيف نجيب فضل الله (١٣٢٢ - ١٤١١ه = ١٩٠٤ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عبداللطيف اليونس** (۱۳۳۲ – ۱۳۴۶ه = ۱۹۱۶ – ۲۰۱۳م) کاتب ومحرر صحفي.

(١) صورته من موقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.



ولادته في بلدة الشيخ يونس التابعة لمدينة صافيتا بمحافظة طرطوس السورية، تلقَّى تعليمه على (عبدالرحمن الخيّر) شيخ العلويين، قرأ وطالع، وتأثر بكتابات الأدباء، عمل رئيسًا لتحرير صحيفة (صوت الحق) التي أصدرها في اللاذقية عام ١٣٥٧هـ (١٩٣٨م)، زار دولًا في أمريكا الجنوبية للتعريف بالقضية الفلسطينية بتكليف من الرئيس شكري القوتلي، وفاز في انتخابات نيابية عن صافيتا، أصدر جريدة (الأنباء) في البرازيل عام ١٣٨٩هـ (١٩٦٩م)، وجريدة (الوطن) في الأرجنتين عام ١٣٩٨هـ (١٩٧٨م). وكرِّم في عهد حافظ الأسد وابنه بشّار، وكان عضو جمعية البحوث والدراسات في اتحاد الكتّاب العرب. وكتب مقالات صحفية عديدة، وألقى محاضرات في المهجر. توفي مساء يوم الخميس ١٧ جمادي الأولى، ٢٨ آذار. كتبه: بين عالمين، ثورة الشيخ صالح العلى، تاريخ الثورة العلوية، زكى قنصل شاعر الحبّ والحنين، الجيل الجديد، شكري القوتلي: حياة رجل في تاريخ أمة، المغتربون، من صميم الأحداث، شفيق معلوف عبقر وأهازيج الفنّ، مذكرات الدكتور عبداللطيف اليونس، المهاجرون العرب<sup>(۲)</sup>.

### عبدالله إباحي = أمين محمد على الهلالي

 (۲) تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص١٢٤٨، موسوعة أعلام سورية ٤٣٤/٤، معجم المؤلفين السوريين ص٥٣٩، موقع Syriasteps بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٩.

عبدالله أباظة = عبدالله رضا أباظة

عبدالله إبراهيم (١٣٣٧ – ١٤٢٦ه = ١٩١٨ – ٢٠٠٥م) وزير.



ولد في تامصلو حت قرب مراكش، من الشرفاء الأدارسة. درس في كلية ابن يوسف، وحفظ متونًا، وكوَّن مكتبة في بيته. من شيوخه الرحالي الفاروق، وإبراهيم السليطين. ثم درس الفلسفة في فرنسا، ونشط في الحزب الوطني وحزب الاستقلال بمراكش، وتعرَّض للاعتقال أثناء الاحتلال. رأس تحرير مجلة (العلم)، أسهم في تأسيس الحركة العمالية والنقابية، ودخل في معمعة السياسة مع حزب الاستقلال، شغل منصب وزير الإعلام، ثم وزير الشغل، وأصبح أول رئيس حكومة مغربیة «تقدمیة» بین ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ (١٩٥٩ - ١٩٦٠م)، وأقيلت حكومته في ٢٧ ماي، فعاد ليعمل في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي أسَّسه في السنة التي اعتلى فيها رئاسة الوزارة بمعية المهدي بن بركة وعبدالرحيم بوعبيد بعد الانشقاق عن حزب الاستقلال، ودرَّس في الجامعة المغربية، ودخل مجال الكتابة عن تاريخ المغرب. توفي يوم الأحد ٦ شعبان، ١١

من مؤلفاته: أوراق من ساحة النضال، بالذكاء وقوة الكلمة، صمود وسط الإعصار، الإسلام في أفق سنة ٢٠٠٠م،

نداء الحرية، ثورة تقدمية ذات طابع تاريخي، تقرير المذهبية، نظرية الجدلية والتفسير المادي للتاريخ، جدلية السلام والحرب في المغرب العربي، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أمام أزمة الخليج. ومؤلفات أخرى له ذُكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

# عبدالله إبراهيم أميغو (١٣٧٠ - ١٤٢٥ه = ١٩٥٠ - ٢٠٠٤م) موسيقار.



من مدينة الأبيض بالسودان. نشأت مواهبه مبكرة في مجال الأداء والتلحين الموسيقي، انتقل إلى الخرطوم ليتابع دراسته في معهد الموسيقي والمسرح، حصل على الماجستير من موسكو، درَّس مادة الكلارينيت بالمعهد المذكور، الذي تحول إلى «كلية الموسيقي والمسرح»، عازف الكلانيت وقائد أوركسترا النيل. أدى صلاة العشاء ومات، في شهر صفر، نيسان.

من كتبه: القاموس المختصر للمصطلحات الأساسية في الموسيقي، إضافة إلى مجموعة مؤلفات موسيقية سودانية، وترجم العديد من الكتب العلمية الموسيقية (٢).

# عبدالله إبراهيم الأنصاري (١٣٤٠ - ١٤١٠ه = ١٩٢١ – ١٩٨٩م) عالم داعية، محقق محسن.



ولد في مدينة الحوز بقطر، وتلقى العلم على والده، ثم انتقل إلى مدينة الأحساء فدرس على علمائها، ومنها إلى مكة المكرمة ليتلقى دراسات في الفقه والأصول والحديث والتفسير على أيدي كبار علماء الحرم الشريف. وكان ممن درس في المدرسة الصولتية. أسَّس إدارة الشؤون الدينية التي سميت فيما بعد بإدارة إحياء التراث الإسلامي، وتولى إدارتها بنفسه، وزودها بكافة الوسائل الحديثة للتحقيق والدراسة، وقد تبنتها الحكومة كمؤسسة علمية ذات طابع علمي كبير. وكان عضو الجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وعضو الجلس الأعلى للمساجد، وعضو محلس أمناء الجامعة الإسلامية في إسلام آباد بباكستان، وعضو الهيئة التأسيسية للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وعضو مجلس إدارتها، وغيرها من المحافل الإسلامية المتعددة. وقد قدم خدمات جليلة للمسلمين وللدعوة الإسلامية عن طريق طبع المصحف الشريف والمراجع المختلفة في العلوم الإسلامية، في التفسير والحديث والفقه والأصول والعقيدة وكتب الفكر الإسلامي، وبخاصة السيرة النبوية. كما أن له خدمات كبيرة في مجال التعليم والتربية بقطر، ونشاطات دينية وجولات دعوية في أنحاء العالم، وحضور في المؤتمرات

والندوات والاجتماعات التي كانت تعقد على المستوى العالمي. وكان المؤتمر العالمي للسيرة والسنة النبوية الذي عقد في الدوحة في محرم ١٤٠٠ه نتيجة لجهوداته، وقد تلا ذلك مؤتمرات عالمية للسيرة والسنة. لقد نذر كلَّ وقته وماله وجهده للعمل الخيري الإسلامي، وكان حريصًا على دعم ومساندة أي عمل خيري يرفع الظلم والفاقة عن إخوانه المسلمين في العالم، ولا يتواني رغم كبر سنه وضعف صحته عن حضور المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي من شأنها أن تعزز مسيرة العمل الخيري في داخل العالم الإسلامي وخارجه. وكانت له مواقف شجاعة في نصرة الإسلام والدفاع عنه، وتعزيز مسيرة الجهاد في أرض الإسلام. فقد وقف إلى جانب الجهاد الإسلامي في أفغانستان، يغذيه بالمال والجهد والوقت، كما وقف إلى جانب الانتفاضة الفلسطينية، وكل همه أن يتحرر الأقصى ويرفرف عليه راية الإسلام. وكان ينبه إلى أن المسلمين قصروا في محال الدعوة إلى الله عز وجل يوم حصروا مهمة الدعوة في أشخاص احترفوا الدعوة وتخصصوا فيها ووقفوا جهودهم عليها، ويدعو إلى تصحيح هذا، فعلى المسلمين جميعًا أن يكونوا دعاة في مجالات عملهم المختلفة. ويدعو إلى ضرورة أن يعمل كل داعية في تكييف أساليبه ووسائله وفقًا لحاجة المحتمع الذي يمارس فيه نشاطه حتى لا يصطدم بالمدعوين. ويطلب منهم أن يدرسوا الفرق والتيارات والفلسفات الأحرى دراسة واعية، والسبب الذي جعلها تكسب مساحات من الأرض، وتستولي على آلاف العقول.. وكان يقوم بمهام الوعظ والإرشاد والدعوة والإفتاء في قطر. توفي في ١٦ ربيع الأول. ومماكتب فيه وفي علمه:

علامة قطر الشيخ عبدالله بن إبراهيم الأنصاري: حياته العلمية وجهودهُ الدعوية/

 <sup>(</sup>۱) علماء جامعة ابن يوسف ص ۲۰۱، دليل تاريخ
 الأحداث وتعاقب الحكومات بالمغرب ص ۱۲۲، حريدة
 الأحداث المغربية (عن موقع الأندلس للأخبار) جمادى
 الآخرة ۲۹۹هـ

<sup>(</sup>۲) الخرطوم ع ۲۸۵۳ (۲۲/۲/۵۲۶۱هـ)، و ۲۶/۳/ ۲۰ ۱۵ ۱هـ.

سر والحدة ويعد المستعلم الموصولاه الله المراد ويدا أخرا ما ت المدلع بنوا المساور المستعدد على ما ت المستعدد على المستعدد

عبدالله الأنصاري (خطه وتوقيعه)

عمر تحاني مختار. - الدوحة: مكتب شباب برزان، ١٤٢٧هـ، ٥٠٢ص.

فضيلة الشيخ عبدالله الأنصاري رحمه الله: واقع وتاريخ/ جمع وإعداد محمد بن عبدالله الأنصاري. - الدوحة: مطابع الدوحة الحديثة، ١٤٢١هـ، ١٤٥٤ص.

ومن أعماله تأليفًا وتحقيقًا: إرشاد الحيران لمعرفة آي القرآن/ إبرهيم بن عبدالله الأنصاري (ت ١٣٨٠هـ) (تحقيق)، التقاط الدرر واقتطاف الثمر من كتب أهل العلم والأثر/ حسن بن غانم الغانم (مراجعة وتحقيق)، التقويم القطري بالتوقيت الغروبي والزوالي منذ عام ١٣٧٦هـ. (حساب وإعداد)، حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله المصطفين الأخيار/ وجيه الدين عبدالرحمن بن على بن الديبع (ت ٤٤ ٩هـ، ٣ مج، تحقيق) الخمرة أم الخبائث، ردود على أباطيل ورسائل الشيخ محمد الحامد (تحقيق)، الروضة الندية: شرح الدرر البهية/ لأبي الطيب صديق حسن القنوجي (تحقيق ومراجعة، ٢ مج)، زاد المحتاج بشرح المنهاج/ عبدالله بن حسن الكوهجي (تحقيق ومراجعة، ٤ مج)، صيحة الحق/ محمد درويش (تحقيق)، عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو والقوافي/ إسماعيل بن أبي بكر بن المقرى اليمني (ت ٨٣٧هـ)، الكشاف الفريد عن معاول الهدم ونقائض التوحيد/

خالد محمد علي الحاج (تحقيق ومراجعة)، مصرع الشرك والخرافة/ خالد محمد علي الحاج (تحقيق)، مفيد العلوم ومبيد الهموم/ جمال الدين الخوارزمي (ت ٣٨٣هـ) (مراجعة وتحقيق وتقديم)، مواقيت الصلاة حسب توقيت لندن (تحقيق وتنظيم)(1).

عبدالله بن إبراهيم الجُلهم (١٣٥٠ - ١٤٢٤ه = ١٩٣١ - ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله إبراهيم حاج يحيى (١٣٧٧ - ١٤٣٠ه = ١٩٥٧ - ٢٠٠٩م) طبيب صيدلي مخترع.



(۱) الرائد – الهند – ۱۶ ربيع الأول وغرة ربيع الآخر 181.هـ، أخبار العالم الإسلامي ١٤١٠/٣/٢٤هـ، المجتمع ع ٩٦٨ (١٠/٢/٢٤ هـ) ص ٤٠، وع المجتمع ع ١٩٥٨ (١٠/٤/٨) هـ) ملماء ومفكرون عرفتهم ١٨٥٠، رجال وراء جهاد الرابطة ص ٤٢، البعث الإسلامي مج ٣٤ ع ٨، الميامة ع ٢١٥ (١٠/١/١٣) هـ)، حتى يتحقق الشهود الحضاري من ٢٥٠، أدباء وعلماء عرفتهم ص ١٨٥، في وداع الأعلام ص ١٣٧،

من فلسطين. عمل محاضرًا وباحثًا في الحامعة كلية الطب بمستشفى هداسا في الجامعة العبرية بالقدس منذ سنة ٢١٦ه هـ حتى وفاته. وأقام مركزًا للخدمات الطبية في بلدة بيت صفافا العربية، وكان باحثًا متميزًا ومحاضرًا متألقًا، سافر إلى المدن الفلسطينية ومحاضرًا متألقًا، سافر إلى المدن الفلسطينية تخصصه في الصيدلة الطبية، وواحدًا من خسة متخصصين في هذا الجال في العالم، في وله ٢٤ اختراعًا مسجلة باسمه اخترعها في مختبره بالجامعة العبرية، ونشرت له أبحاث في محالات علمية عالمية رائدة في محاله، واعتبر من أوائل المحاضرين العرب في تلك الجامعة، ومن أبرزهم داخل الخط الأحمر.

عبدالله إبراهيم رجب (٠٠٠ - ١٤٣١ه = ٠٠٠ - ٢٠١٠م) كاتب صحفي إسلامي.



من جدة. من أكابر كتّاب الصحافة ببلاد الحرمين، عمل محررًا للثقافة الإسلامية بجريدة (عكاظ)، ثم انتقل إلى جريدة (البلاد)، وكان له حضور لافت في الساحة الثقافية، شارك خلالها في السجال الذي نشأ على الساحة مع بداية صراع الحداثة والدين، وكان أحد الثلاثة الذين واجهوا المشروع الحداثي في البلد مع كل من محمد عبدالله مليباري وعبدالكريم نيازي، ولم يكن عبدالله مليباري وعبدالكريم نيازي، ولم يكن

مجاملًا على سبيل الحق والإنصاف. وكان مثقفًا أديبًا عالي الهمة، التقى بأعلام الفكر والأدب في الحجاز وكتب عنهم الكثير، وأمضى أربعة عقود في خضمً الصحافة. توفي يوم الجمعة ١١ شعبان، ٢٣ يوليو(١).

# عبدالله بن إبراهيم السليم (١٣٣٢ - ١٤١٦ه = ١٩١٣ - ١٩٩٦م) فاضل، فلكي.

من بريدة بالسعودية. أخذ العلم عن مشايخ بلده. درَّس في الكتاتيب وفي المدراس الحكومية. أمَّ في أحد المساجد. كان له إلمام بالأدب والوقائع والسير، واهتمام بعلم الفلك. مات في أواخر شهر ذي الحجة.

له خمسة مؤلفات في علم الفلك، منها: تحفة المزارع في بيان النجوم والطوالع، تقويم الأوقات بالتاريخين الهجري والميلادي على الطريقة الإفرنجية، التقويم المبسّط المفيد الخالى من الغموض والتعقيد (ط)(٢).

# عبدالله بن إبراهيم أبو عباة (۰۰۰ - قبل ۱۶۲۱هـ = ۰۰۰ - قبل ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

# عبدالله إبراهيم العلمي (١٣٣٢ – ١٤١٦هـ = ١٩١٣ – ١٩٩٦م)

تربوي ومحرر صحفي.

ولد في مدينة القدس. أحرز الشهادة العالمية من جامعة الأزهر، وإجازة التدريس في اللغة العربية من دار العلوم، وصار ضليعًا في العلوم الإسلامية واللغوية، درَّس، ومارس مهنة الصحافة، أصدر جريدة الرقيب (شاملة أسبوعية غير منتظمة) عام

(۱) حريدة البلاد ۲ ۱۸/۲۱۱ه، و ۲۰۱۰/۲۰۱ م. (۲) معجم مصنفات الحنابلة ۲،۳٤، معجم المؤرخين السعوديين ص۱۰۷، شخصيات في الذاكرة ۲/۷،۱، تاريخ مساجد بريدة القديمة ص۱۲۱ (ووفاته من هذا المصدر، حيث وردت وفاته في بعض المصادر ۱٤۱۷ه.).

۱۳۷۱ه (۱۹۰۱م)، وانتخب أول نقيب للصحفيين بغزة. سافر إلى طرابلس الغرب ودرَّس، كما عمل كاتبًا في جريدة (طرابلس الغرب) لمدة سبع سنوات، واختير عضوًا في المؤتمر الفلسطيني الأول عام ١٣٨٤هـ (١٩٦٤م)، واستمرَّ في تحرير جريدته (الرقيب) حتى توقفت عن الصدور بعد حرب ١٩٦٧م، وتوفي يوم ١٨ شعبان، ٩ يناير (٦).

### عبدالله بن إبراهيم الغلاييني (١٣٤٣ – ١٤٢٧ه = ١٩٢٤ – ٢٠٠٦م) عالم مفت.



من بلدة قطنا القريبة من دمشق. درس على والده مفتي قطنا وتربى على يديه، تخرَّج في معهد الجمعية الغرَّاء في التكية السليمانية، ثم كان خطيب مسجد (فوبان) بسوق ساروجا، ثم مسجد الزهراء بالمزة. وكان صوفيًا نقشبنديًا، كرَّس حياته للعلم والعمل، وولي إفتاء قطنا نحو أربعين عامًا، ومات في ١٩ ذي القعدة، ٩ كانون الأول. وهو والد زميلنا محمد موفق، كاتب داعية (١٠).

# عبدالله إبراهيم المشنوق (١٣٢٢ – ١٤٠٨هـ = ١٩٠٤ – ١٩٨٨م)

تربوي ومحرر صحفي وزير.

من بيروت. درس الحقوق في باريس، تولي

(٤) ملتقى أهل الحديث (جمادى الأولى ١٤٣٠هـ)،
 موسوعة الأسر الدمشقية ٢٤٠/٢. وصورته من موقع البدر.

إدارة مدارس المقاصد الإسلامية ومفتشيها طوال (٢٥) عامًا، وأسَّس «الخلايا الاجتماعية»، كما أسَّس جريدة (بيروت) مع محيي الدين النصولي عام ١٣٦٧هـ، وظل رئيسًا لتحريرها حتى عام ١٩٩٧هـ (بيروت المساء». وانتخب نائبًا، ثم عين وزير دولة لشؤون البلديات والأرياف، فوزيرًا للداخلية والإرشاد والأنباء.

ومن مؤلفاته: التعاون الثقافي بين الأقطار العربية، قميص السعادة، عشرة أيام في القاهرة، نريد عفاريت، فصول من حياتي: سيرة ذاتية، ملاعق من فضة، عهد طاهر بن الحسين (٥).

عبدالله الأحمد (۱۳۰۹ - ۱۶۲۳ه = ۱۹۶۰ - ۲۰۰۲م) سياسي.



ولد في حمص. اخترع منذ حداثة سنه طائرة عام ١٣٧٩هـ (١٩٥٩م) وانتشر خبره، انتسب إلى حزب البعث منذ عام ١٣٧٤هـ، وأصبح عضوًا منتخبًا في عام ١٣٧٤هـ، وأصبح عضوًا منتخبًا في مؤتمرات الحزب القطرية، وقياديًا حزبيًا في فرع العاصمة، ومسؤولًا نقابيًا عماليًا، وعضوًا في الجبهة الوطنية التقدمية، ورئيسًا لمنظمة طلائع البعث. أسس جمعية المخترعين السوريين، وأسس «الاتحاد الدولي للمخترعين العرب»، وأسهم في ولادة مهرجان الرواد العرب، وكان عضو ولادة مهرجان الرواد العرب، وكان عضو جمعية القصة والرواية باتحاد الكتاب العرب.

 (٥) معجم أعلام المورد ص٤٢٦، قرى ومدن لبنان ٢٧٧/٢، معجم أسماء الأسر ص٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) أعلام من جيل الرواد ص٥٢٣.

أسَّس شركة «الأوراس» لصناعة اللدائن وتطبيقاتها، من خزانات وتبطين مقاوم للكيماويات... تعرض لحادث غامض بعد أن قال: إني مندهش يقينًا من أن الإخوان المسلمين وحدهم قالوا كلامًا يخصُّ المستقبل، وأما الباقي فمعظمهم استرجع في كلامه سكاكين المطبخ السياسية القديمة! وكانت وفاته في ٨ ربيع الأول، ١٩ أيار. له العديد من المقالات، والكثير من براءات الاختراع المسجلة وغير المسجلة.



عبدالله الأحمد مؤسس جمعية المخترعين السوريين

وله رواية بعنوان: عندما يتوهج الحلم(١).

عبدالله أحمد باهيشم (١٣٧٦ - ١٤٢٣ هـ = ١٩٥٦ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن أحمد الثَّور (١٣٥٤ – ١٤١٨ه = ١٩٣٥ – ١٩٩٧م) إعلامي مؤرِّخ.



(۱) دليل أعضاء اتحاد الكتاب ص٤٢، الأسبوع (مصر)، ٢٦ مايو ٣٠٠٦م، معجم الرواتيين العرب ص٢٧٧، أخبار الشرق ٢٢٣/٧/٢،

من آل ثور، عائلة مشهورة في صنعاء. درس في القاهرة، وعلى عدد من العلماء، منهم إسماعيل بن علي الأكوع، تعيَّن مدرسًا في عدد من مدارس صنعاء، ثم كان مديرًا عامًا لوزارة الإعلام، وزار معظم المواقع الأثرية في اليمن، وعمل وكيلًا للهيئة العامة للآثار ودور الكتب، ومستشارًا برئاسة الوزراء. خدم في مجالات التاريخ والأدب والتربية والإعلام. مات يوم الجمعة ٢٨ رجب، ونوفمبر).

وله مؤلفات مطبوعة، منها: نظرات حول التاريخ اليمني، هذه هي اليمن، لمحات من التاريخ والأدب اليمني قديمًا وحديثًا، الجنوب اليمني من الاحتلال إلى الاستقلال المي الوحدة، اليمن في صور، ثورة اليمن، الجنوب اليمني، اليمن: التقسيم الإداري، الصين: صفحات مضيئة، مملكة آل سعود من عام ١٧٤٧ – ١٩٣٦م، الصراع اليمني المحدودي، من أرض الحضارة إلى أطفال المحدودي، من أرض الحضارة إلى أطفال خطب الجمعة، ديوان ابن المقرَّب العيوني خطب الجمعة، ديوان ابن المقرَّب العيوني (تحقيق). ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (").

عبدالله بن أحمد الحَجْري (١٣٣٦ – ١٩٩٧ – ١٩١٧ م) قاض وزير.



ولد في قرية الذاري من ناحية خبان باليمن.

 (٢) اليمن في ١٠٠ عام ص٣٤٠، معجم البلدان والقبائل اليمنية ٢٦٨/١، موسوعة الأعلام للشميري. وصورته من فيسبوك.

شارك في الحياة السياسية في بلاده في فترة ما قبل الثورة عام ١٩٦٢هم، فكان وزيرًا للمواصلات والثقافة. وفي عام ١٣٨٢هـ عيِّن سفيرًا لدى الكويت، ثم أصبح عضوًا في المجلس الرئاسي، وتولى رئاسة الوزراء خلال عامي ١٣٩٣ – ١٣٩٤هـ. ولما استقال المجلس المجمهوري عهد إليه برئاسة محلس القضاء الأعلى. اغتيل في ٢١ من شهر ربيع الآخر، ١٠ أبريل في أحد شوارع للدن، كما اغتيلت زوجته وأحد رجال السفارة اليمنية في اللحظة نفسها(٢).

# عبدالله بن أحمد الحسيني (۱۳۲۸ - ۱۲۲۲ه = ۱۹۲۹ - ۲۰۰۱م) نحوي شاعر.

ولادته في قرية سرور التابعة لولاية سمائل بسلطنة عُمان. أحذ علوم اللغة والشرع عن علماء، وعمل كاتبًا للصكوك الشرعية بوزارة العدل، ثم نُقل إلى محكمة سمائل، وكان يدرِّس التلاميذ في بيته، ويؤم الناس في صلاة العيدين والاستسقاء.

له ثلاثة دواوين شعر: غاية الأمنية في القهوة البنية (صدر محققًا)، المثلثة، ديوان آخر.

وله أيضًا: غاية البحث في علم الإرث. وكتب مخطوطة، مثل: منحة الملك الوهاب بشرح ملحة الإعراب (٢ ج)، غاية التسنيم في إرشاد الشيخ إبراهيم، السيف المصلت والنحس، [شرح] الآجرومية في النحو<sup>(٤)</sup>.

(٣) الجمتمع ع ٣٤٦ (٣٠/٤/٣٠)، أعلام لي دائرة الاغتيال ص ١٩٢١، موسوعة الأعلام للشميري، كواكب يمنية في سماء الإسلام ص٩٤٧، ووفاته في هذا المصدر ١٣٩٦ه، موسوعة السياسة ٨٤٤/٣، موسوعة الألقاب اليمنية ٨٧٦/١، وصورته من فيسبوك.
(٤) معجم البابطين لشعراء العربية.



عبدالله أحمد الحوراني (١٣٤٣ – ١٣٢١ه = ١٩٢٤ – ٢٠١٠م) مناضل.



من مواليد قرية المسمية التابعة لغزة، هجرت عائلته إلى قطاع غزة بعد النكبة، ناضل، واعتقل أثناء العدوان الثلاثي، وحصل على إجازة في الآداب، وكان إلى جانب حزب البعث (الجناح العراقي)، ومناصرًا للرئيس صدام حسين بقوة، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المحلس الوطني والمركزي، ورئيس المركز القومي للبحوث والدراسات الذي أسَّسه في غزة، وكان رئيس اللجنة السياسية في الجلس الوطني حتى عام ١٤١٧هـ، وعارض اتفاق أوسلو "للسلام"، واهتم بالقضايا القومية، وانشغل بالكتابة والندوات والمحاضرات والمؤتمرات القومية والمصالحة الوطنية. توفي في عمَّان يوم الاثنين ٢٣ ذي الحجة، ٢٩ تشرين الثاني.

وصدر كتاب: عبدالله الحوراني حارس تراب الوطن/ ناهض زقوت، ١٤٣٢هـ.

من مؤلفاته: مسمية الحوراني في قرى

فلسطين المبادة، قطاع غزة: ١٩ عامًا على الاحتلال. وكان قد دفع للمطبعة قبل وفاته كتابه: فلسطين في فكر الرئيس الشهيد صدام حسين(١١).

عبدالله أحمد الخامري (١٣٥٥ - ١٤١٦ه = ١٩٣٦ - ١٩٩٦م) سياسي وكاتب شيوعي.



مولده في مدينة عدن. حصل على الدكتوراه في فلسفة التاريخ من أكاديمية العلوم الاجتماعية بموسكو، ودرَّس في السعودية وفي عدن. وقد انخرط في العمل السياسي مبكرًا، فكان عضوًا في حركة القوميين العرب، ثم في الجبهة القومية، ثم في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، فسكرتيرًا، وغضوًا في المكتب السياسي. تعيَّن رئيسًا لحكمة أمن الدولة العليا، ثم وزيرًا للإعلام، فوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيسًا فوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيسًا الوحدة تعيَّن مستشارًا في رئاسة الجمهورية الدرجة نائب رئيس الوزراء. حتى توفي، يوم بدرجة نائب رئيس الوزراء. حتى توفي، يوم دي القعدة، ٢٤ مارس.

له كتابات فكرية وسياسية في صحف ومحلات عنية كأحد أبرز مثقفي الحزب الشيوعي المذكور.

ومن عناوين كتبه: أضواء على آخر تطورات الوضع في المنطقة، القضية الوطنية كما نفهمها: من وثائق الجبهة القومية،

(۱) عكاظ ع ٣٤٥٣ (١٤٣١/١٢/٢٤)، الحياة (بالتاريخ نفسه).

عبدالله أحمد الخضري (١٣٧٦ - ١٤٣٣ه = ١٩٥٦ - ٢٠١٢م) لغوي إسلامي.

مفهوم الجبهة القومية الثورية وأساليب

عملها، حول عملنا النضالي في الداخل،

قضية الثورة في الخليج<sup>(٢)</sup>.



من الكويت. تخرَّج في كلية الآداب بجامعة الكويت، خدم اللغة العربية منذ تخرُّجه، فدرَّس، ومكث في السنغال عدة سنوات معلمًا وداعية، وتقاعد وهو موجِّه للغة العربية. ألقى دروسًا ومحاضرات في اللغة العربية في الديوانيات والمنتديات، وكان له برنامج إذاعي حول اللغة، وآخر (إضاءات لغوية) في قناة المعالي، وأسَّس «جمعية اللغة العربية بالكويت» ورأسها، وكانت ما زالت تحت الإشهار. وترَّع بمكتبته الكبيرة –وفيها نوادر – للمبرة الخيرية. توفي يوم الثلاثاء ٢٤ جمادى الآخرة، ١٥ مايو.

ألف كتبًا للمدارس: المرحلة الابتدائية والثانوية، وطبعت له كتب، مثل: الشواهد على القواعد: شواهد النحو في القرآن الكريم والشعر العربي، اللهجة العامية الكويتية وأصلها في القرآن الكريم، أمثالنا والقرآن الكريم، الدعاء (طبع طبعات عديدة)، لطائف القطائف: حكايات في تعلية الحمة وتحذيب النفس (٢).

(٢) موسوعة الأعلام للشميري. وصورته من شبكة الناخبي يافع.

(٣) مجلة الوعي الإسلامي (لقاء معه) ع ٥٣٢

# عبدالله بن أحمد خوجة (۱۳۲۰ – ۱۶۰۹ه = ۱۹۰۲ – ۱۹۸۹م) تربوي ريادي.



ولد بمكة المكرمة، تخرَّج في المدرسة الراقية، قضى نحو (٧٠) عامًا في التربية والتعليم، أسَّس مدرسة النجاح الليلية لمحو الأمية وتعليم الكبار، أولى المدارس التعليمية للكبار في السعودية، وكان صاحب أوليات ريادية أحرى في بلده، منها تأسيس أول فرقة رياضية للجمباز والسويدي وحمل الأثقال، وتأسيس أول فرقة كشافة، وإعداد وإحراج التمثيليات والأناشيد، وتوحيد الزي المدرسي للتلاميذ، وإنشاء متحف تراثي لآثار الحرمين الشريفين. مات في ١٧ شعبان.



عبدالله أحمد خوجه مؤسس أول فرقة رياضية للجمباز

ومماكتب فيه: مع رجال الفكر والأدب: أحمد العربي، محمد حسين زيدان، عبدالله أحمد خوجه. - مكة المكرمة: دار الثقافة للطباعة، ١٤٠٨هـ، ٢٤هـ ١٢٤ص(١).

(۱/۹/۳)، ۲۰۱۱م)، الوطن (الكويت) ۲۰۱۲/۵/۳۰م. (۱) من أعلام التربية والتعليم في مكة المكرمة ص٦٣، رجال من مكة المكرمة ١١٧٧/١.

## عبدالله بن أحمد دردوم (۱۳۳۰ - ۱۶۰۷ه = ۱۹۱۷ - ۱۹۸۷م) تربوي نحوي.



ولادته بمكة المكرمة، حفظ القرآن الكريم، وأخذ العلم عن أساتذة المدرسة الصولتية، وعن علماء المسجد الحرام، ومن شيوخه: عيسى محمد رواس، محمد علي المالكي، حسن بن محمد المشاط. ثم شارك العلماء في التدريس بالمسجد الحرام، وفي المسجد النبوي الشريف، وفي داره، ومدارس حكومية. وله تلامذة من شتى البقاع، وخاصة من جنوب شرق آسيا، فأصله من أندونيسيا. وكان نحويًا كبيرًا لا يبارى، توفي عصر يوم الجمعة ٢٧ شعبان.

وله بعض التقييدات والتقريرات على الكتب التي درَّسها، خاصة النحو والصرف والبلاغة، وكتب الشافعية (٢).

عبدالله بن أحمد الرقيحي (١٣٢٠ – ١٩٨٢هـ = ١٩٩٢ م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله أحمد الرومي (۱۳۲۹ – ۱۲۱۶ه = ۱۹۳۰ – ۱۹۹۱م) سياسي دبلوماسي وشاعر قومي.

هو عبدالله أحمد حسين العلي الرومي. وشهرته: عبدالله حسين.

ولد في الكويت. درس في القاهرة دراسة خاصة في أصول التدريس والتربية. ثم درَّس، وكان أول مشرف على الأندية الصيفية عام ١٣٧٤هـ. عيِّن ناظرًا لأكثر من مدرسة، كما عمل في وزارة الخارجية، فكان سفيرًا في تونس والمغرب وسورية. عاد ليكتب القصيدة والمقالة السياسية النقدية اللاذعة. واعتبر من الرواد الذين أسَّسوا نادي المعلمين، وأحد مؤسِّسي مجلة «الإيمان» و «صدى الإيمان» لسان حال النادي الثقافي القومي. عضو رابطة الأدباء في الكويت. شارك في الكثير من المؤتمرات والندوات الرسمية والأدبية والمهرجانات الشعرية داخل الكويت وخارجها. توفي في ١٦ ذي القعدة، ٢٦ نيسان (أبريل). لا يوجد له كتاب مطبوع على الرغم من كثرة مقالاته<sup>(۳)</sup>.

عبدالله حسين (خطه)

عبدالله بن أحمد السالمي (۱۳۲۹ – ۱۶۲۸ هـ = ۱۹۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) أدباء وأديبات الكويت ص٧١، أعلام الشعر في الكويت ص٣٣٤.

(٢) موقع قبلة الدنيا مكة المكرمة (رمضان ٤٣٢هـ).

# عبدالله بن أحمد آل طاهر (۱۳۲۰ – ۱۶۰۰ه = ۱۹۰۷ – ۱۹۸۰م)

إداري صحفي.

ولادته في سنغافورة من أصل حضرمي، وعائلته من المسيلة. أصدر بحلة «عكاظ» في حضرموت بخط اليد، قال صاحب «إدام القوت»: «وقد اطلعت على أعداد منها مليئة بالفوائد». تقلب في مناصب حكومية عديدة، مات بدولة الإمارات عند أولاده(١).

#### عبدالله أحمد عبدالجبار (۱۳۳۸ – ۱۴۳۲هـ = ۱۹۲۰ – ۲۰۱۱م) ناقد وأديب يساري.



من مواليد مكة المكرمة، تعلَّم في مدرسة الفلاح. وحصل على إجازة في اللغة العربية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عاد ليعمل مدرسًا بمدرسة تحضير البعثات، وتولى إدارة المعهد العلمي السعودي، ثم عمل ملحقًا ثقافيًا بالقاهرة، ورئيسًا للبعثة التعليمية السعودية بمصر، كما حاضر في معهد الدراسات العربية العليا التابع بأمعة الدول العربية بالقاهرة، وعاش في مصر مدة طويلة، وكان له صالون أدبي في الخمسينات الميلادية هناك، واعتقل في عهد جمال عبدالناصر لمدة عشرة أشهر، وشاية (ربما قيل إنه ماركسي)، غادر بعدها إلى بريطانيا، وعاد ليسكن في جدة، ويعمل مستشارًا لمؤسسة تمامة، وجامعة

(١) إدام القوت ص٨٢٩.

الملك عبدالعزيز، ثم اعتزل الناس وتفرّع للكتابة والبحث والمطالعة. ومارس الكتابة المسرحية والتمثيلية والإذاعية والنقد الأدبي. وكانت له أحوال؛ ولذلك بقى هذه المدة الطويلة خارج بلده، ومُنعت كتب له، فقد كان يساريًا قوميًا، ويجلُّه الحداثيون كثيرًا، ويعتبرونه رقمًا كبيرًا وريادة في هيكلة الفكر الحداثي عندهم، ويُضفون عليه ألقابًا فخمة، وقد رأيت قصاصة بخط يده عند أديب سعودي اقشعرٌ منه بدني، وكاد أن يتصدَّع منه قلى، وماكنت أتصوَّر أن يُقال مثل قوله في بلاد الحرمين؛ لجرأته ونكارته وقسوته على قلب المؤمن. وتبدَّى شيء مما كان يكنُّه في كتابه «التيارات الأدبية الحديثة»، وقد فصل من عمله بسببه، ومُنع من دخول المملكة إلى أن هيأ له العودة الأديب عبدالعزيز الرفاعي. فأكرم، ولم أعرف أحواله في عزلته الأخيرة. ولم يتزوج. وتوفي يوم السبت ٤ جمادي الآخرة، ٨ أيار (مايو)، وصُلِّي عليه في الحرم!

ومماكتب فيه وفي أدبه:

الأستاذ شيخ النقاد عبدالله عبدالجبار وماذا بعد عنه/ عبدالله بن عبدالرحمن الحفري.

أصول التنوير الفكري: دراسة في منهج عبدالله عبدالجبار/ نبيل راغب.

عبدالله عبدالجبار المربي والمفكر والأديب الناقد/ فاروق صالح بنجر، حسين عاتق الغريبي.

ومما طبع له من كتب: التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية، العم سحتوت: تمثيلية إذاعية عصرية (طبعت)، الغزو الفكري في البلاد العربية (أصله بحث قدم إلى مؤتمر)، قصة الأدب في الحجاز في العصر الجاهلي (مع محمد عبدالمنعم خفاجه)، مرصاد المرصاد، مسرحية الشياطين الخرس: الجلسة الثانية عشرة، أمى (قصص).

وذكر له من المخطوط: مركب النقص وأثره

في الأدب (أصله مقالات)، سائق البريد وقصص أخرى. وقد صدرت «الجموعة الكاملة للمفك

وقد صدرت «المحموعة الكاملة للمفكر والأديب الناقد عبدالله عبدالجبار» أعدها للنشر محمد سعيد طيب وعبدالله فراج الشريف (٧ ج). والأجزاء الثلاثة الأولى منها هي كتاباه (التيارات) و(قصة الأدب)، والأجزاء الباقية: بحوث وإبداع، المقدمات، المقالات، مما كتب عنه(٢).

# عبدالله بن أحمد عبدالدائم (۱۳٤٣ - ۱۶۲۹ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۸م) باحث تربوي وزير.



من حلب. درس العلوم الدينية في المدرسة الخسروية، وحفظ متونًا، منها ألفية ابن مالك، ودرس الفلسفة في جامعة القاهرة، وحصل على الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون بفرنسا، عاد ليكون أستاذًا في كلية التربية بجامعة دمشق، ومديرًا للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة، وكان حزبيًا بعثيًا، عين وزيرًا للإعلام ثم للتربية، ثم كان أستاذًا للتخطيط التربوي في المركز الإقليمي لتخطيط التربية وإدارتما في المبلاد العربية ببيروت، وعمل مديرًا لمعارف حكومة قطر، وأستاذًا بكلية التربية في الجامعة قطر، وأستاذًا بكلية التربية في الجامعة

 (٢) شخصيات في ذاكرة الوطن ص٥٠٠، موسوعة الشخصيات السعودية ص٢٧١، معجم المؤلفين والكتاب في السعودية ص٩٧، معجم المطبوعات العربية: السعودية ٢/٠٦٠ الشبكة الليرائية السعودية الحرة (إثر وفاته).

اللبنانية، ومديرًا لمشروع اليونسكو لتطوير التربية في سلطنة عُمان، وممثلًا لليونسكو ورئيسًا لبعثتها في دول غربي إفريقيا، ورئيسًا لقسم مشروعات التربية في البلاد العربية وأوربا بمقر اليونسكو في باريس. وأسهم في تطوير نظم التربية في معظم البلدان العربية، وعمل عضوًا مراسلًا لمحمع اللغة العربية. نعته الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، الذي كان أحد الأعضاء المؤسسين في المؤتمر، بقولها: "كان وحدوي الهدف والمنهج والرؤية، نحضوي المشروع والطموح والتطلعات، بل كان من العروبيين القابضين على الجمر، الحريصين على جمع الشمل العربي، فربط بعمق بين الفكر والممارسة، بين التراث والعصر والمستقبل، بين السياسة والفلسفة والتربية". وكتب مقالات كثيرة. مات في باريس يوم ٧ رمضان، ٧ أيلول (سبتمبر)، ودفن في مقبرة الدحداح

أصدر فيه اتحاد الكتاب كتابًا تكريميًا.

ومن مؤلفاته العديدة: التخطيط التربوي، التخطيط الاشتراكي، التربية القومية، تاريخ التربية التنبؤ بالحاجات التربوية، الموجز في التربية التجريبية والبحث التربوي، التربية عبر التاريخ، التربية والعمل العربي المشترك، نحو فلسفة تربوية حديثة، دروب القومية العربية، وغيرها من الكتب المذكورة له في التكلية معجم المؤلفين)(۱).

# عبدالله أحمد عبدالله (۱۳۳۹ – ۱۶۱۷هـ = ۱۹۲۰ – ۱۹۹۲م)

ناقد فني، شاعر غنائي، محرر صحفي فكاهي.

# اشتهر بـ«ميكي ماوس».

(۱) معجم المؤلفين السوريين ص٣٤٤، تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص٧٤٨، التجديد العربي (موقع) ٧٤١/١/٩، ٢م، الضاد (نيسان ٢٠٠٩م) ص١٢٠ وفي مصدر أنه توفي بعد شهر من التأريخ المذكور.



من مواليد القاهرة. حصل على الشهادة التوجيهية، عمل في الإذاعة والتلفزيون، ودخل محال الفن، وكتب سيناريوهات عدة أفلام، كما اشترك في إصدار عشرات المحلات والصحف الضاحكة ورأس تحرير بعضها؛ لعل أشهرها: «البعكوكة» وكان و «الصرخة» و «البعكوكة الجديدة»، وكان أحد خمسة مؤسسين لجمعية المؤلفين والمحنين المصريين وأحد رؤسائها. وعضوًا بحزب مصر الفتاة، ثم بحزب العمل. ومات في ٨ شعبان، ٨ ١ كانون الأول (ديسمبر).

له نحو ٣٠ كتابًا، إضافة إلى مئات المقالات عن المطربين والصحافة الفنية. ومن عناوين مؤلفاته: الصحافة الفكاهية في مصر، فتافيت السكر (شعر)، الحلويات (شعر)، بيرم ثائرًا ساخرًا، مذكرات ميكي ماوس عن ربع قرن في الوسط الفني، حكايات ميكي ماوس، ٥٠ سنة فكاهة، اضحك يضحك لك العالم، تحية كاربوكا: الفنانة الأسطورة، خمسون سنة سينما، اضحك مع البعكوكة.

وله عدد من المسرحيات الشعرية الإذاعية والتلفزيونية، إلى جانب الفوازير التي كان أول من قدمها للتلفزيون، ونظم العديد من الأغنيات للمطربين في مصر وغيرها(٢).

 (٢) أهل الفن ص٢٤٨ (ووفاته منه)، معجم البابطين لشعراء العربية، الفيصل ع ٢٤٤ ص١١٦. ووفاته في مصدر (١٩٩٨م)، وفي آخر (١٩٩٧م)؟.

عبدالله بن أحمد أبو عنان (۱۳۲۸ – ۱۶۱۷هـ = ۱۹۱۰ – ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله أحمد كعكي (١٣٢٨ - ١٤٠٨ = ١٩١٠ - ١٩٨٨م) وجيه ثري.



ولد في مكة المكرمة. أنهى حفظ القرآن الكريم. عمل مع والده. من أوائل من أدخل الكهرباء إلى مكة المكرمة، فقد أسَّس محطة صغيرة بالمسفلة لإنارة جزء من الحرم الشريف. كما أسَّس مصانع للثلج، وآخر للحلويات. وكان شيخًا لطائفة الفرانة لمدة ستين عامًا تقريبًا، وعضو جماعة تحفيظ القرآن الكريم، وعضوًا في جمعيات ومؤسسات أخرى عديدة. أسهم في العديد من المشاريع التجارية الصناعية بمكة المكرمة، ومثل غرفة مكة التجارية في مؤتمرات عربية وإسلامية ودولية، وأنشأ الكثير من المساجد بمكة والسعودية عمومًا. وعلى الرغم من ثرائه الكبير إلا أنه اشتهر بزهده، فكان يركب سيارة متواضعة، ويصلح بين الناس ولو كلفه الأمر دفع الأموال، وبذل الجهد والوقت.. توفي في التاسع من شهر جمادى الآخرة(٣).

(٣) رجال من مكة المكرمة ٩٤/١.

### عبدالله أحمد محمد خير (١٣٦٤ - ١٤٣٠ هـ = ١٩٤٤ - ٢٠٠٩م) داعية وباحث في علوم القرآن.

ولد في قرية أم الطيور بمحلية عطبرة شمالي السودان، حصل على الماجستير والدكتوراه من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر، عمل داعية ومعلمًا في وزارة الأوقاف في مختلف أنحاء السودان، وأستاذًا في جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، وتولى عمادة كلية الشريعة في أم درمان، ودرَّس في حلية التربية بسلطنة عُمان، وأشرف على عدد من الرسائل العلمية. توفي بأم درمان يوم ٩ من الرسائل العلمية. توفي بأم درمان يوم ٩ ميرم، ٢٦ ديسمبر.

عنوان رسالته في الماجستير: تفسير آيات الصيام من سورة البقرة.

وفي الدكتوراه: تفسير الإمام السمرقندي (تحقيق ودراسة من أول سورة الأعراف إلى آخر سورة الإسراء)(١).

# عبدالله بن أحمد مِحَيْرِز (١٣٥٠ – ١٤١٢ه = ١٩٣١ – ١٩٩١م) مؤرخ وطني.



نشأ وتعلم بعدن. نال شهادة جامعية في الرياضيات من بريطانيا. درَّس في كلية عدن وصار عميدًا لها. سفير، مندوب دائم لدى اليونسكو، منشئ ومدير عام المركز اليمني للأبحاث الثقافية والآثار والمتاحف

(١) الموسوعة الحرة ٢٠١١/٣/٢٩م.

بعدن، مؤسس المكتبة الوطنية بعدن، نائب رئيس الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية حتى وفاته. من أبرز أعماله: تصوير مئات المخطوطات والوثائق المتعلقة باليمن وعدن خاصة من مصر، وفي عام والوثائق المتعلقة باليمن، فقام بجولة في مكتبات أوروبا وأمريكا وصور منها حوالي مقال، إضافة إلى أرشيف مكتبة الهند عن المراسلات الخاصة بعدن والمحميات عن المراسلات الخاصة بعدن والمحميات منذ الاحتلال عام ١٩٣٩م وحتى عام منذ الاحتلال عام ١٩٣٩م وحتى عام سيمه.

صدر فيه كتاب بعنوان: عبدالله محيرز أستاذ الرياضيات وعاشق التاريخ. ومن كتبه المطبوعة: صهاريج عدن، العقبة في عدن، الآداب المحققة في مقبرات البندقة للإبريقي (تحقيق)، صيرة: أبحاث متعمقة

في عدن، الآداب المحققة في مقبرات البندقة للإبريقي (تحقيق)، صيرة: أبحاث متعمقة عن بعض معالم عدن ومرافقها الاقتصادية والعسكرية، رحلات الصينيين الكبرى إلى البحر العربي: 1.00 - 0.00

عبدالله أحمد مرزبان (۰۰۰ – ۱۶۲۸ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن أحمد بن مطهر الشهاري (۱۳۳۰ – ۱۹۱۹ه – ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله أحمد المنيعي (۱۹۸۰ - ۲۰۱۱ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۸۱م) محرر رياضي، إذاعي تربوي.

(۲) اليمن في ١٠٠ عام ص٣١٣، معجم البلدان والقبائل اليمنية ١٤٤٢/٢، موقع «صنعاء عاصمة الثقافة العربية ٢٠٠٤م» تاريخ ١٤٢٥/٦/١٠هـ، موسوعة الأعلام للشميري.



اعتبر من رواد الحركة الرياضية في السعودية. ترأس نادي الوحدة الرياضي في مكة المكرمة، عضو مؤسِّس لجريدة المدينة وعضو في مجلس إدارتها. كان أحد كبار موظفي رعاية الشباب أثناء تبعيتها لوزارة الداخلية، ثم صار مديرًا عامًا لرعاية الشباب في الإذاعة، واعتبر من رواد النقل الإذاعي المباشر في بلده. وكان أول مدير للخطوط السعودية بالرياض. أنشأ مجلة «الشباب» لتخدم قطاع الرياضة والشباب، وتعاقب على تحريرها معه نخبة من الرياضيين. وله مقالات عديدة في الصحف والمجلية (المسعودية بالرياض.

عبدالله بن أحمد الناخبي (۱۳۱۷ – ۱۲۲۸ه = ۱۸۹۹ – ۲۰۰۷م) عالم مشهور، مؤرِّخ نسَّابة.



ولادته في بلدة حمحمة إحدى بلدان وادي ذي ناخب بيافع في اليمن. طلب العلم

(٣) الجزيرة ١٤٠٦/١٢/٢٤هـ، وع ٥٠٨٦ (١٢/٢٢/٢) ١٤٠٦)، المدينة ع ٢٠٦١ (١٢/٢٢) ١٤٥هـ). والعدد الذي يليه، الندوة ع ٣٥٦ (١٤٠٦/١٢/٢٣هـ).

في حضرموت، من شيوخه سالم الكلالي، علوي المشهور، عمر المحرسي. واستقر في المكلا منذ عام ١٣٤٠هـ، ودرّس هناك، ونشر العلم في مساجدها ومدارسها، وانتفع به خلق، وصار مراقبًا في وزارة المعارف، ولظروف سياسية في البلاد انتقل إلى السعودية، فكان إمامًا وخطيبًا في مسجد، ودرّس العلوم الشرعية هناك أيضًا وأفاد، وقصده الطلبة من شتى البلاد. مات يوم الأحد ٢٤ جمادى الأولى، ٩ حزيران (يونيه).

له ثبت أصدره تلميذه محمد أبو بكر باذيب بعنوان: إجازة عامة في الأسانيد والمرويات...



ومن تآليفه: حضرموت: فصول في الدول والأعلام والقبائل والأنساب أو شذور من مناجم الأحقاف، رحلة إلى يافع أو يافع في أدوار التاريخ، القول المختار فيما لآل العمودي من الأخبار، الكوكب اللامع فيما أهمل من تاريخ يافع. وديوان شعره «الأيام»(١).

# عبدالله أحمد الهدّار (۱۳۳۶ - ۱۳۹۱ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۷۱م)

تربوي كاتب وناظم قدير.

من مدينة عينات بحضرموت، وبها تلقى تعليمه، وأنشأ مدرسة مستقلة لتعليم العلوم

 (١) صحيفة »الأيام» (اليمن) ٢٠٠٧/٦/١٢م من موقع منتديات يافع، التحفة المدنية/ إلياس البرماوي ص١٠٤٠ وصورته من موقع شبكة الناخبي يافع.

المتنوعة تخرَّج فيها عدد كبير من الطلبة، وعيِّن مشرفًا على مدارس وادي حضرموت السفلى، وكان أحد قيادات نادي الاتحاد

من تصانيفه: باقات ورياحين وأزهار، الدر الحسان في مدح سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، العقد الفريد في ضبط وتقييد ما وصل للإمام أحمد بن محسن بن عبدالله الهدار من الإجازات والأسانيد (وهو والده، المتوفى سنة ١٣٥٧هـ)، المنحة العلية في مولد خير البرية، نسج البردة.

وله من المخطوط: تاريخ عينات، ديوان شع (٢).

ولادته في قرية قرابيت بمنطقة شلاب في محافظة أغردات بإريتريا، التحق بجبهة التحرير الإرترية عام ١٣٨٥هـ (١٩٦٥م)، وتقلّد فيها مناصب قيادية، ثم أصبح رئيسًا لها، كما اختير قائدًا لجيش التحرير الإرتيري عام ١٣٩٥هـ (١٩٧٥م). وكرَّس حياته للدفاع عن بلده وتطوير القدرات القتالية والتسليحية لجيش التحرير، وكان ذا علاقات واسعة مع المسؤولين الكبار في السودان والمنطقة العربية. ومات في لندن المورى ١٩٧٥م، ٢٦ جمادى الأولى، ٢٩ أبريل.

ومن كتبه المطبوعة: إريتريا: رؤية مستقبلية(<sup>1)</sup>.

### عبدالله الأحمر = عبدالله حسين الأحمر

#### عبدالله إدريس (۲۰۰۰ – ۱۳۹۸هـ = ۲۰۰۰ – ۱۹۷۸م)

شيخ الإسلام وزعيم المسلمين في كمبوديا. قتله الشيوعيون بعد أن سقطت كمبوديا في أيديهم. كما قتلوا جميع الذين درسوا في الأزهر من الكمبوديين المسلمين، وأحرقوا المصاحف، وكتب الحديث الشريف، وكتب الدين عمومًا(٣).

# عبدالله إدريس محمد (١٣٦٤ - ١٤٣٢ه = ١٩٤٤ - ٢٠١١م) قائد سياسي عسكري.



(۲) معجم البابطين لشعراء العربية، مع إضافات.
 (۳) الدعوة (مصر) ع ۳۹۹ (رجب ۱۳۹۸هـ) ص۱۰ نقلًا عن الرائد (الهند) ۱۹۷۸/۳/۳۱ و الخارطة من موقع

.IMYALL.com

# عبدالله أديار (١٣٥٤ – ١٤١٧هـ = ١٩٣٥ – ١٩٩٦م)

كاتب وداعية صحفي ومسرحي.

ولد لأب ملحد بمنطقة تريبور في مدراس بالهند، وكان طالبًا قياديًا، انضمَّ إلى حركة البرافيدا للخلاص، وهي حركة ذات نفوذ تعتنى بالطبقة الدونية، وهي الطبقة المسحوقة عند الهندوس. اعتنق الدين الإسلامي عام ١٤٠٧هـ ودعا إليه بقوة ورغبة، واعتنق الآلاف من الطبقة الدنيا الإسلام على يديه. وجذبت دعوته الإسلامية وأثرت في الكثير من القيادات السياسية والدينية، وممن أسلم على يديه القيادي الشيوعي كوديكال شيلابا، والراهب البوذي سوامي أنان بيكا وغيرهم، وتعرض للكثير من المضايقات على أيدي جهاز المخابرات الهندية لنشاطه في الدعوة إلى دين الإسلام، وكان رئيس الجلس الإسلامي للدعوة والإرشاد بمدراس. توفي بمدينة مدراس يوم ٧ جمادي الأولى، ١٩ أيلول.

وقام بتأليف عدة كتب باللغة التاميلية، التي تحمل رسالة الإسلام للملايين ممن

(٤) جريدة الصحافة (السودان) ع ٦٣٩٦ (٨ مايو٢٠١١).

يتحدثون بهذه اللغة في ولاية التاميل: نادو وماليزيا وسريلانكا وسنغافورة، كما ترجمت بعض كتبه إلى الإنجليزية ومنها: الإسلام الذي جذبني (تحدث فيه عن قصة إسلامه، وقد نشر على حلقات في جريدة «نيروتام» اليومية التي تصدر باللغة التاميلية)، من السجن إلى المسجد (ألفه بعد حروجه من السجن في أعقاب حالة الطوارئ (٩٥ – ١٣٩٧هـ)، فحوى الإسلام (باللغة التاميلية)(١).

# عبدالله أسعد ريِّس (۱۳۵۶ - ۱۶۳۶هـ = ۱۹۳۵ - ۲۰۱۳م) مؤذِّن الحرم المكي.



من سلالة عبدالله بن الزبير، من عائلة (ريِّس) المكية، التي تولَّت توقيت مواعيد الأذان، وإقامة الصلاة، والسقاية. وقد بدأ الأذان مع أبيه عام ١٣٦٦هم، وتوقف عام ١٤٢٨هم، توفي ليلة الأثنين ٥ شوال، ١١ آب (أغسطس).

#### عبدالله إسماعيل الصاوي (١٣٢٣ – ١٣٩٨ه = ١٩٠٥ – ١٩٧٨م) أديب لغوي محقق.



(١) الجحتمع ع ١٢٢٢ ص٥٣.

من مواليد بلدة إدفينا التابعة لمدينة رشيد في محافظة البحيرة بمصر. حصل على الشهادة العالمية من الجامع الأزهر، عمل محررًا أول في الشؤون الثقافية بوزارة الإرشاد القومي، وأسَّس «دار الصاوي للطبع والنشر والتأليف»، وهو صاحب «دائرة المعارف للأعلام العربية»، نشر كتبًا تراثية، وحقق، ونظم الشعر، وكان عضوًا بجماعة «الأمناء» التي أسَّسها أمين الخولي، وعضوًا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وكتب في قضية فلسطين، وصحح كتبًا تراثية عديدة. ومن آثاره في التحقيق (دون المراجعة والتصحيح): شرح القصائد الخمس الأولى من المفضَّليات للمفضَّل بن الضبي (تحقیق)، همزیات أبی تمام حبیب بن أوس الطائبي (تحقيق؟)، التنبيه والإشراف للمسعودي (تصحيح ومراجعة وفهارس)، مقدمتان في علوم القرآن (مقدمة كتاب المباني ومقدمة ابن عطية، تصحيح وتصويب وتقويم واستدراكات)، الوزراء والكتّاب للجهشياري (تحقيق)، شرح ديوان الفرزدق (جمع وطبع وتعليق)، بمرام شاه (لعله تصحيح؟)، لسان العرب لابن منظور (رتبه وراجعه، ربما أجزاء منه)، ومن تصنيفاته: شرح المغني وشواهده لابن هشام

عبدالله إمام (۱۳۵۲ – ۱۶۲۶ه = ۱۹۳۳ – ۲۰۰۳م) کاتب صحفي ناصري. عُرف بمؤرخ الناصرية.

الأنصاري<sup>(٢)</sup>.





عبدالله إمام رأس تحرير جريدة (العربي)

له أكثر من (٥٠) مؤلفًا عن الفكر الناصري وأحداث الثورة المذكورة، منها: عامر وبرلنتي، عبدالناصر والإخوان المسلمون، علي صبري يتذكر، القضية رقم مصطفى أمين، عبدالناصر والحملة الظالمة، الناصرية وتحديات العصر، قضية عصمت السادات: محاكمة عصر، جيهات: سيدة مصر الأولى والأخيرة، حقيقة السادات، عبدالناصر هكذا كان يحكم مصر/ سامي عبدالناصر هكذا كان يحكم مصر/ سامي شرف (إعداد)، جيهان: حياة السيدة الأولى، سنوات في ظل السادات، مذبحة القضاء. وكتب أخرى أوردتما له في (تكملة معجم المؤلفين).

عبدالله الأنور فواز (۱۳۳۲ – ۱۶۲۴ه = ۱۹۱۳ – ۲۰۰۳م) موظف شاعر فقیه.

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية (كتب أعلاه عبدالله الصاوي، وأدناه محمد إسماعيل الصاوي!)، وما كتبه كامل رحومة في موقع أخبار دمنهور (محرم ١٤٣٣هـ).



ولد في قرية العسيرات بمحافظة سوهاج، دخل المدرسة الأولية ثم عكف على تثقيف نفسه، وعمل في شركة النيل العامة لأتوبيس (حافلات) الوجه القبلي فرع سوهاج، وتولى رئاسة خزانة الفرع الرئيسي، وكان من علماء قريته، درَّس القرآن الكريم وبحث في كتب الفقه، كما عمل نائبًا للعمدة. ونشر قصائد له وأذاع بعضها.

طبع له ديوان جحيم الصبابة، وترك خمسة دواوين مخطوطة (١).

عبدالله إيليا شحاده (۱۳۲۸ – ۱۶۰۰ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله باذيب = عبدالله عبدالرزاق باذيب

عبدالله البدراني (۱۳۸۳ – ۱۳۳۶ه = ۱۹۹۳ – ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله البردوني = عبدالله صالح البردوني

عبدالله بشارة الخوري (۱۳۲۱ – ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۲ – ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله البشاري = عبدالله أبو سيف البشاري

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

عبدالله بصنوي = عبدالله محمد بصنوي

عبدالله أبو بكر التوي (۱۳٤٨ - ۱۹۸۷ه = ۱۹۳۰ - ۱۹۸۷م) محاسب شاعر.



من مواليد شبام التابعة لمحافظة حضرموت. درس الثانوية، ونظم الشعر مبكرًا، وشارك في الحياة الأدبية. انتقل إلى عدن، وعمل محاسبًا، ورأس تحرير محلتين أدبيتين، هما: التقدم (في الضالع)، ويافع (في جعار)، ونشر فيهما الكثير من قصائده وقصصه. وحصل من بعد على شهادة عليا في المحاسبة. وغنيت له قصائد. مات يوم الخميس ٨ شوال، ٤ حزيران (يونيو). له ديوان مخطوط بعنوان: ليل بلا صباح(٢).

عبدالله بن أبي بكر واكي (١٣٢١ – ١٣٩٩هـ = ١٩٠٣ – ١٩٧٨م)

عا لم مدرِّس. عُرف بـ«دِنب واکی».

من مدينة طوبي قسي في مالي. حفظ القرآن الكريم، وتتلمذ على عالم منطقة مرجا محمد بن عمر دوكوري (١٩) عامًا حتى أجيز منه. ثم درَّس، وافتتح مدرسة في مدينة باراوولي وذاع صيتها، كما اشتغل بالفتوى. توفي في بماكو.

ومماكتب فيه وفي علمه:

 (۲) موسوعة شعر الغناء اليمني ٦/ ٦١، معجم البلدان والقبائل اليمنية ١/ ٢٤٦ (ووفاته فيه ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م).
 وصورته من معجم البابطين.

شخصية المرحوم دنب واكي وآثاره/ سيدي ديارا. عاكو: جامعة عاكو، كلية الآداب واللغات والفنون والعلوم الإنسانية، وطبع له: النصيحة العميمة في بيان الممنوع من الرقى والتولة والتميمة، تعميم الحياء بشرح تبليغ النداء في تذكير النساء. وله ديوان مشهور بين الباحثين في وليت.

وله عدة كتب مخطوطة، مثل: معيار العدل في أدلة القبض في الصلاة والسدل، تسكين الموجة في حكم تحريم الزوجة، تنبيه العقول على حكم الكحول، أسنة الكفاح والطعان في نحور بدع النكاح والختان، فتوى ديني لأبي بكر دنب واكي/ مصباح واكي(").

عبدالله بلخير = عبدالله عمر بلخير

عبدالله بوخالفة (۱۳۸٤ – ۱۶۰۸ هـ = ۱۹۶۱ – ۱۹۸۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بوزيدة (۱۳۲۲ – ۱۶۳۳ هـ = ۱۹۶۳ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بوقس = عبدالله بن عبدالمطلب بوقس

عبدالله توفيق الهلباوي ( ۰۰۰ – ۱۶۲۸ ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله الجابر الصباح (۱۳۱٦ - ۱۶۱۷ه = ۱۸۹۸ - ۱۹۹۱م) أمير تربوي إداري.

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

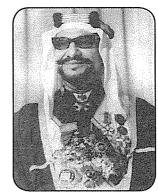

من الكويت. شارك في معركة حمض عام ١٣٣٨ه، وفي معركة الجهراء، وكان قائدًا لفرسانها. اعتبر رائد التعليم الحديث في الكويت. عمل رئيسًا للمحاكم، والأوقاف، ورئيسًا لدائرة الأيتام، ووزيرًا للتجارة. رأس النادي الأدبي، وأسس الكشافة، ثم كان المستشار الخاص لأمير الكويت. مات في ٦ جمادى الأولى، ١٨ سبتمبر(١).

الكريم، انتقل إلى الرياض حيث أتيحت له فرصة الدراسة، وتخرج في كلية الشريعة عام لا على الا على المعهد الماجستير من المعهد العالي للقضاء، وعمل منذ تخرجه إلى أن تقاعد في التدريس بالمدارس. توفي بمكة المكرمة ليلة الاثنين ٢٥ رمضان، ودفن في مقابر العود بالرياض.

ورثاه «أسامة الفرا» في قصيدة مؤثرة، جاء في أولها:

هــذي المقاديـر من ربِّ عبدناه

في حكمه الخيرُ حتى لو جهلناه والحيُّ يسعى لموتٍ سوف يلقاه والحتفُ حتمٌ على كلِّ علمناه العالِمُ الشيخُ (عبدُاللهُ) ودَّعَنا

فهلَّ دمعٌ على الخلَّين مجراه الكُتْبُ تنْدُب في حزنٍ مؤلِّفها ومجلسُ العلم ملتاعٌ لفرقاه

قلت: وتسجّل له الريادة في تأليف ونشر الرسائل الصغيرة التي اشتهر بها الكتاب الإسلامي في السعودية، وخاصة بما آل إليه من روعة في الإخراج، وإبداع في شكل الغلاف، وإفراد موضوعات قيّمة في أمثال هذه الرسائل التي تقم أوساطًا كبيرة من شرائح المختمع، وله في ذلك نحو مائة وخسين كتابًا ورسالة، نشرتها

له دور النشر السعودية في طبعات عديدة، وطبع من كتابه «زاد المسلم اليومي» أكثر من ثلاثة ملايين نسخة!.

صدر فيه كتاب بعنوان: الشيخ عبدالله الحار الله: حياته وجهوده العلمية والدعوية/ مناحى العجمى.

ورسالة أخرى بعنوان: الشيخ عبدالله بن جار الله الجار الله رحمه الله/ عبدالعزيز بن محمد السدحان.

الإخبار بأسباب نزول الأمطار، أسباب الرحمة، البيان في آفات اللسان، تذكير القوم بآداب النوم، الجهاد في سبيل الله، رسالة إلى كل مسلمة، فضائل القرآن الكريم، مقومات الثبات على الهداية، الهدي النبوي في الطب، خلاصة في علم الفرائض، فضل الشاكرين... ومؤلفات أخرى كثيرة له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

ومن عناوين تآليفه: أحكام الجنائز،



عبدالله جزيلان = عبدالله قائد جزيلان

عبدالله الجشي = عبدالله على الجشي

عبدالله الجفري = عبدالله عبدالرحمن الجفري

عبدالله الجيد (١٣٥٤ – ١٤٠٦هـ = ١٩٣٥ – ١٩٨٦م) شيخ زاوية.



(٢) إتحاف النبلاء ١/ ١٩٩١، البواصر في التعريف بأسر النواصر ١/ ٣٦٧، علماء نحد ٤/ ٥٥، الفيصل ع ٢١٠ (ذو الحجة ٤١٤هـ) ص١٣٦، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ١/ ١٣٠، الأصالة ع ١١ (١٤/١٢/١٥هـ) ص٤٥، من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ١/ ١٠٤. وله ترجمة طيبة في مقدمة كتابه: الحديقة اليانعة من العلوم النافعة.

عدد المسلم على المسلم على المسلم في المسلم المسلم

عبدالله الجابر الصباح (خطاب منه عليه توقيعه، وربما خطه)

عبدالله بن جار الله الجار الله (۱۳۵٤ - ۱۶۱۶ه = ۱۹۳۰ - ۱۹۹۶م)

كاتب داعية، مصنف وجامع مكثر.

ولد في مدينة المذنب بالسعودية، ودرس في كتاتيبها على يد الشيخ عبدالرحمن الصالح المطلق، وقام والده بتحفيظه القرآن

 (١) ملامح من التاريخ المصور ص٥٥، الرسائل (الأخطل الصغير) ص٤٩، قاموس تراجم الشخصيات الكويتية ص١٨٧٠. وخطه من موقع (تاريخ الكويت).

من حاحا بالمغرب. التحق بزاویة الشیخ أیی عبدالله محمد التلضی، اجتهد حتی أصبح مشارکًا فی جمیع العلوم، وأمَّ فی مسجد حساین بإفرخس ثمانی سنوات. عمَّر زاویة والده ودرّس فیها وبلغت أوج شأوها إرشادًا وتلقینًا ودراسة فی عهده، وکانت تموج بالطلبة الدارسین المنقطعین إلیها. وکان کریمًا معطاء، مقبلًا علی مولاه، لا تکاد تفارقه سبحته وسجادته سفرًا وحضرًا، وله أوراد ووظائف، یحبُّ الخیر لکلً أحد، یسامحهم ویسالمهم. توفی یوم (۱۲) جمادی الأولی(۱).

عبدالله الحافظ محمود (۱۳۳۹ - ۱۹۲۷ هـ = ۱۹۲۰ – ۱۹۸۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله حامد الأمين (١٣٥٣ - ١٣٩٦ه = ١٩٣٤ - ١٩٧٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله حامد أبو العطا (۱۳۵۶ – ۱۶۳۰ه = ۱۹۳۰ – ۲۰۰۹م) مناضل شیوعی.



ولد في غزة، انخرط في صفوف الحزب الشيوعي منذ عام ١٩٧٣هـ (١٩٥٣م)، وكان من أبرز مؤسسي الجبهة الوطنية في قطاع غزة، التي بادر الحزب إلى تشكيلها، وخاضت كفاحًا مسلحًا. وبسبب نشاطه الفكري طاردته قوات الاحتلال وهدمت بيته، واعتقل (٤٠) مرة، وبلغت فترات

(١) المتعة والراحة ص٥٠٨.

اعتقاله (١٥) عامًا، ثلاث منها في زنازين انفرادية، وشارك أيضًا في الانتفاضة الأولى، وانتخب عضوًا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب مرات متتالية، وكان أيضًا عضوًا في المجلس الوطني الفلسطيني، وصاحب دور في بناء اللجان والمؤسسات، وتعزيز شعار الحزب، وكان من زملائه حيدر عبدالشافي. توفي يوم عيد الأضحى، حيدر عبدالشافي. توفي يوم عيد الأضحى، ٢٧ تشرين الثاني (٢).

عبدالله الحبشي = عبدالله محمد الحبشي

عبدالله حجاج = عبدالله السيد أحمد حجاج

عبدالله الحجري = عبدالله بن أحمد الحجري

عبدالله الحسن (المحامي) (١٣٤٥ - ١٣٤٥ه = ١٩٢٦ - ٢٠٠٤م) حقوقي ضليع.



من السودان. تخرَّج في كلية الحقوق بالقاهرة، زاول المحاماة (٥٠) عامًا. نقيب المحامين. من التيار الديمقراطي العلماني. كانت له مساهمات صحفية عبر مقالات في شتى ضروب الحياة في البلاد، تناولها في قوالب ساخرة. شيع جثمانه يوم الاثنين قوالب ساخرة. شيع جثمانه يوم الاثنين جمع مقالات عديدة له في كتاب بعنوان: جمع مقالات عديدة له في كتاب بعنوان: استراحة، الأول والثاني. ثم «نافذة الأسبوع»، وفيه أن أغلبها (أي المقالات

(٢) موقع: فلسطين بيتنا، منتديات صوت فلسطين (استفيد منهما عام ١٤٣٢ه).

التي جمعها فيه) حملة على «الرجعية والرجعيين»، وأن النقابة قامت بإعداد القوانين البديلة لحفظ وحدة السودان، وأنه لم يرفضه إلا «السلفيون الرجعيون»، ولكن الحكومة رفضته.. والحمد لله(٣).

# عبدالله بن حسن بلفقیه (۱۳۱۶ – ۱۶۰۰ه = ۱۸۹۱ – ۱۹۸۰)

عالم مؤرِّخ. مولده ونشأته في مدينة تريم ببلاد حضرموت، التحق بالمعاهد الدينية، وزوايا المساجد، منها رباط تريم المشهور، ورحل إلى مدينة جاوه بإندونيسيا ودرس على بعض العلماء هناك. ومن شيوخه: علوي بن عبدالرحمن المشهور، عبدالله بن عمر الشاطري، علوي بن محمد الحداد. عاد إلى حضرموت وشارك في تأسيس نادي الشبيبة المتحدة، وألقى فيه دروسًا ومحاضرات، وكان من الداعين إلى تأسيس محلس الإفتاء الشرعى بتريم، وعضوًا في إدارة (جمعية الحق) التي تخرُّج منها الكثير من رجال العلم. وكان ذكيًا سريع الحفظ. أسهم في إخراج عدة كتب. توفي في ١٢ رمضان، ۲٤ يوليو.

صدر له بعد وفاته «مجموعة كتب في تاريخ وأنساب حضرموت» ويحتوي على الكتب التالية: استدراكات وتحريات على تاريخ حضرموت في شخصيات، تفنيد مزاعم الشيخ صلاح البكري في تحككه بنسب الإمام أحمد بن عيسى النقيب العلوي البصري، الحياة الثقافية والمذهبية بخضرموت منذ وقبل قدوم الإمام المهاجر، تذكرة الباحث المحتاط في شؤون و تاريخ رباط تريم، جلاء الحقائق وتمحيص النقل حول ما أورده مؤلف صلة الأهل في

(۲) ينظر: الشرق الأوسط ع ٩٣٨٠ (٩٢٨/٩/١٤هـ).
 وهو غير سميه المشرقي صاحب «الأقليات في الواقع العربي».

الترجمة لفضل بن محمد والد الإمام سالم بن فضل، لمحة من زاوية التاريخ الحضرمي، الفرائد في قيد الأوابد وإلحاق الشارد حول المزارات والزيارات بوادي حضرموت، نقاش و تمحيص وتنقيب عن حقيقة الملقب برالنفاط)، الشواهد الجلية في نقض القاعدة الخلدونية، تعليقة مفكر .

وعلق على كتاب «رحلة إلى الثغرين» لحمد بن هاشم العلوي (ت ١٣٨٠هـ)(١).

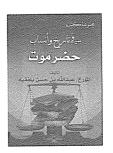

### عبدالله حسن عامر (۰۰۰ - ۱۳۹۹ه = ۰۰۰ - ۱۹۷۹م)

داعية مجاهد.

عضو الهيئة التأسيسية في جماعة الإخوان المسلمين بمصر.

قضى عمره في الدعوة إلى الله، واحتمل البلاء بعزيمة وصير (٢).

# **عبدالله بن حسن العبادي** (۱۳۰۹ – ۱۹۱۷ه = ۱۹۶۰ – ۱۹۹۷م) باحث اجتماعي أكاديمي.

شهرته «أبو هاني العبادي».



(١) موسوعة الأعلام للشميري، مع إضافات. وورد اسم أبيه في مصدر: حسين.

(٢) اللعوة (مصر) ع ٤٠٨ (ربيع الآخر ١٣٩٩هـ) ص ٦٣.

من مكة المكرمة. حصل على إجازة الآداب من جامعة القاهرة، والماجستير والمكتوراه في علم الاجتماع من جامعة الملك ميتشجن بأمريكا. درَّس في جامعة الملك سعود بالرياض، وعمل نائبًا للرئيس العام لرعاية الشباب.

كتب في الصحف والمجلات، وترك مجموعة من المؤلفات، منها: الفكر الاجتماعي وتطوره عند العرب والمسلمين، أفكار في التنمية، مقدمة في تاريخ الفكر الاجتماعي وتطوره.

وذكرت له قصص غير مطبوعة هي: ورقة الحرية، معًا إلى الأبد، بحر من الصمت، المهزومون من الداخل، ودراسات اجتماعية (بحوث)<sup>(۱)</sup>.

#### عبدالله حسن غدوة (۱۳۵٦ – ۱۲۲۸هـ = ۱۹۳۷ – ۲۰۰۷م) نباعه .

من الحديدة باليمن. تخرَّج في المدرسة السيفية، عمل في البنك العربي، ثم اليمني للإنشاء والتعمير بصنعاء، ثم فرع الحديدة، حتى التقاعد. نظم الحديدة، حتى التقاعد. نظم بالفصحى والعامية، وغنى له مطربون. توفي يوم ١٣ رجب، ارم

صدرت له خمسة دواوين شعر: أنفاس النخيل، حقول البن، جدران الفجر، أغايي للبحر، دبابيس.

وكان يعكف على إصدار ديوان آخر له قبل وفاته بعنوان: ديوان الرصيف<sup>(1)</sup>.

# عبدالله بن حسن القعود (۱۳٤٣ – ۱۶۲۱ه = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۰م) عالم کبیر.

من بلدة الحريق في السعودية، ودرس على علمائها، منهم عبدالعزيز آل عبداللطيف، وفي الخرج درس على ابن باز ولازمه أربع سنوات، تخرَّج في كلية الشريعة، ودرَّس في المعاهد العلمية، عيِّن إمامًا وخطيبًا بجامع المشيقيق في الرياض، ثم كان عضوًا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، إضافة إلى عضويته في هيئة كبار العلماء، ثم عمل مفتشًا للمواد الدينية للمرحلة الثانوية بوزارة المعارف، وعضوًا قضائيًا شرعيًا في ديوان المظالم، فخطيبًا لمسجد المربع، مع مشاركات في لقاءات ونشاطات ثقافية وفتاوى شخصية، وأبعد من منصبه في هيئة كبار العلماء لمواقف له... وتعاون مع جامعة الملك سعود بإلقاء محاضرات على طلاب الدراسات العليا بقسم الثقافة الإسلامية. كان يحضر دروسه وخطبه أعداد

# ينسساية تاكان المنظام المنظام

ا منكم رئيسدسهم الكرد ريخ د ريشكر و يخران المفعود مذكرة الأقتصار الرحيط عى فاظ أحكى عصول بردن مشتقه دلو بلقعه في جوا بنرل الرحون و من

1841/1/1/2 50.1 Emp1

عبدالله بن قعود (خطه وتوقيعه في رسالة منه إلى ابن باز)

هائلة من الناس، وله تلامذة ومحبون يتبعون فحجه ويقتفون أثره. مات يوم الثلاثاء ٨ رمضان، ١١ تشرين الأول (أكتوبر).

وعنه رسالة علمية بعنوان: آراء الشيخ

(٤) موقع وكالة الأنباء اليمنية (٢٠٠٧/٨/٧م)، موسوعة الألقاب اليمنية ٩٠٤/٤.

السعوديين ٢/ ٢٤٧، الفيصل ع ٢٤٧ ص١١٢، معجم المؤرخين السعوديين ص١٣٢. (٤) موقع وكالة الأنباء اليمنية (٢٠٠٧/٨/٧م)، موسوعة

(٣) معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٩٦، هوية

الكاتب المكي ص١٠٣، موسوعة الأدباء والكتاب

هشام، ومخطوط

في أنساب الأئمة

يتم)، وآخر في فن

العروض(٢).

عبدالله بن قعود رحمه الله التربوية من خلال مؤلفاته وتطبيقاتها التربوية/ فيصل بن راجح العصلاني (رسالة ماجستير - جامعة أم القرى، ٤٣١هـ).

له بعض الكتب، إضافة إلى تسجيلات صوتية كثيرة، ومن مؤلفاته: أثر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في حياة الأمة، أحاديث الجمعة، مجموع رسائل ومقالات (جمعها ورتبها وخرَّج أحاديثها عبدالله بن سليمان آل مهنا، ١٧٧ص)، وصايا للدعاة والوسط المطلوب(١).



عبدالله بن حسن الكوهجي  $(\lambda 191 - \lambda \cdot 110 = \cdot \cdot 11 - \lambda \lambda 110)$ عالم مشارك.



ولادته في بلدة كوهج، من حزر الخليج (١) موسوعة أسبار ٢/ ٢٥٧، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص١٢٧، الرياض ٩/٩/٦ ١٤١ه. وخطه من الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء.



عبدالله الكوهجي (خطه)

التي احتلتها إيران. نشأ يتيم الأبوين، رحل إلى مكة وهو شاب فدرس في المدرسة الصولتية، كما درس على علماء حتى أتقن العلوم وصار عالمًا موسوعيًا، من مشايخه محمد حبيب الله الشنقيطي، عباس المالكي، عمر باجنيد. درَّس في الحرم المكي، وألَّف وأفتى وحدَّث، وعرفته المنابر والمحاريب والمحالس، وكان كثير الترحال، متنقلًا بين الحجاز والكويت والزبير ودول الخليج وعدن والهند...

وله تصانيف، منها: الرحلة الكويتية والنحلة المكية، زاد المحتاج بشرح المنهاج (٤مج)، سلم الواعظين وبغية المتعظين إلى سبيل الدعوة إلى الدين بالآيات القرآنية وأحاديث سيد المرسلين.

وذكرت له كتب أخرى لم يبين وضعها، هي: مزيل العنا عن قارئي نيل المني في نظم قواعد البنا، الجواهر السنية شرح المنظومة البيقونية، الفوائد الجلية شرح التحفة السنية في الفرائض.

عبدالله حسين = عبدالله أحمد الرومي

عبدالله حسين الأحمر (1041 - 1731a = 7781 - 7..74) رجل دولة، زعيم ووجيه قبلي مشهور.



ولادته في حصن حَبُور بمنطقة ظُليمة، من قبيلة حاشد أقوى قبائل اليمن، من سلالة ملوك بني الأحمر آخر ملوك الأندلس، وكانت تحتفي به الحكومة الإسبانية وينزل

(۲) تراثنا ع ۳۶ (محرم – صفر ۱۶۲۸هـ) ص٦.

ضيفًا في أحد القصور هناك. درسَ في الكتَّاب. رافق والدهُ حاكمي اليمن الإمام يحيى حميد الدين وابنه أحمد، وتولى هو إدارة الأسرة وأشرف على ممتلكاتما الزراعية وغيرها وهو شاب. سُجن في عهد الإمامة بعد أن أُعدم والده وعمه حميد، فكان من أهم القيادات السياسية والقبلية التي شاركت في إسقاط النظام الملكي. وكان زعيم القبيلة، خاض معها معارك كثيرة مع قوات الإمام البدر. تولى وزارة الداخلية بعد الثورة ثلاث مرات، واستخدم نفوذه القبلي في تثبيت دعائم الأمن لها، وانخرط بعد ذلك في الحياة البرلمانية التي شكلت طوال العقود الأربعة الماضية حضوره في المشهد السياسي اليمني. وفي عام ١٣٨٩ه انتخب رئيسًا للمجلس الوطني، الذي تولى صياغة الدستور الدائم البلاد، وتأسيس قاعدة الشورى التي يقوم عليها النظام الجمهوري.

وانتخب رئيسًا لمحلس الشوري، وظل المحلس يمارس عمله حتى تم تعليق العمل بالدستور الدائم وإغلاق الجلس عام ١٣٩٥هـ. وكان من أبرز المنتقدين لسوء إدارة الدولة، وانتشار مظاهر الضعف في مواجهة الفساد الإداري والمالي، وعمليات التخريب الدموية التي نشرت الخوف والرعب في صفوف المواطنين، وبددت ثقتهم بالدولة في عهد القاضى عبدالرحمن الإرياني، ولا سيما في السنوات الأخيرة. ووافق على عملية انتقال السلطة سلميًا التي قام بها العميد إبراهيم الحمدي في ١٣ يونيو ١٩٧٤ بعد استفحال الأزمة السياسية في البلاد. ودعم العهد الجديد باعتباره فترة انتقالية يتم فيها إنقاذ البلاد من السلبيات التي كانت تعايي منها، لكنها سرعان ما دخلت في مرحلة جديدة من التوتر السياسي. تعين عضوًا في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه عام ١٤٠٢هـ (١٩٨٢م) حتى

قيام الوحدة عام ١٤١٠هـ (۱۹۹۰م). وعقب قيامها وإقرار التعددية السياسية والحزبية تبنى الدعوة إلى تأسيس التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) الذي ضمَّ العلماء والمشايخ والمثقفين ورجال الأعمال والشباب والنساء من مختلف المناطق اليمنية، واختير رئيسًا للهيئة العليا التحضيرية التي تولت مهام تأسيس الإصلاح في كل المحافظات اليمنية وقيادة التجمع. وانتخب عام ۱۱۱۳ه (۱۹۹۳م) رئيسًا لأول مجلس منتخب للنواب، وأعيد انتخابه

للمرة الثانية والثالثة. وعارض بشدة غزو الكويت من قبل العراق. وأسهم في صون وحدة البلاد خلال الحرب بين قادة شطريها الشمالي والجنوبي في عام ١٤١٤هـ شطريها الشمالي والجنوبي في عام ١٤١٤هـ كما أسهم في إنهاء مشكلة الحدود بين السعودية واليمن بعد أن ترأس وفدًا بقي في السعودية مدة ٤٠ يومًا لإنهاء المشكلات الناشبة بين البلدين.

وكان عارفًا بأحوال القبائل وبطونها وأفخاذها ورؤسائها ومساكنهم. دخل في أعماق المشكلات السياسية وتاريخ اليمن الحديث. وكان اختلافه مع عبدالرحمن الإرباني والضغط عليه ليستقيل، هو أنه أفسح المجال للقيادات البعثية والشيوعية لتتغلغل في البلاد تحت تأثير أولاده، الذين كان لبعضهم ميول يسارية، فأخذ هؤلاء في تنفيذ مخططاتهم الرهيبة، بقتل بعض المشايخ وبعض الضباط، ليصفو لهم الحو



عبدالله الأحمر (خطه وتوقيعه)

ويستلبوا السلطة ويحكموا البلاد، وكان هؤلاء أول من تنكر للقاضي بعد حروجه من الحكم.

لكن الخطأ الذي وقع فيه الأحمر أنه سلَّم البلاد للعقيد إبراهيم محمد الحمدي وزملائه الضباط على اتفاق معه، ليتولوا إدارة البلاد لمدة شهرين حتى يتمَّ اختيار الخلف للرئيس المستقيل، وبعد أن تسلم السلطة أدار وجهه للأحمر ولمحلس الشورى وشدَّ قبضته على الحكم، فخرج المترجم له من صنعاء إلى خَمِر، وشدَّد الخناق على مشايخ القبائل الآخرين، حتى رحل أكثرهم من صنعاء وتحهَّزوا لخوض المعركة معه، وحشد الرئيس الجديد القوات العسكرية على حدود حاشد، وانتهت بمقتله، كما قُتل نائبه أحمد حسين الغشمي بعد أشهر من حكمه، واختير العقيد على عبدالله صالح الأحمر ليتولى الرئاسة... وكان مشهورًا على مستوى العالم العربي والإسلامي، وتحكي

عنه مواقف عظيمة، وقد عرض على جمال عبدالناصر إمداده بـ(٢٥) ألف مقاتل من عناصر قبيلته لدعم موقفه إثر هزيمة ١٩٦٧م. مات في الرياض يوم السبت ١٩ ذي الحجة، ٢٩ كانون الأول (ديسمبر). ومما كتب فيه:

أصداء في وداع المجاهد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر: شهادات في رحيل حكيم اليمن/ إشراف عبدالقوي ناجي القيسي، طلال عبدالسلام جامل. – صنعاء: الآفاق للطباعة، ١٤٢٩هـ، ٧٧٥ص.

الرجل الذي أحبه الحرم والهرم بطل الجمهورية الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر/ عبدالرحمن طيب بعكر. - صنعاء، ١٤٢٠هـ، ٩٤ص.

الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر: خمسون عامًا من العطاء/ إعداد موقع ابن اليمن. - الجيزة: مركز الإعلام العربي، ١٤٢٩هـ، ٧٧ص.

وصدر له: مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر: قضايا ومواقف، المقابلات الصحفية للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر إعداد عبدالقوي ناجي القيسي، المقابلات الصحفية للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب/ إعداد ومراجعة عبدالقوي ناجي القيسي (الجزء الأول حتى أبريل ١٩٩٧)(١).

عبدالله بن حسين بافضل ( ۱۳۲۰ - ۱۹۰۰ه = ۱۹۰۲ - ۱۹۸۰ م) مؤرخ شعبي. لقبه (رحيًم).

من تريم باليمن. تلقًى تعليمه في الكتاتيب، وكان ذا موهبة نادرة، كتب تفاصيل الأخبار

(١) الأهرام ع ٤٢١/ ٤٤٢١ (١ ٤٢١/ ١ هـ)، وع ٤٢٢/ ٤٤٠ من (١ ٢ ٤٢٨/ ١ ٢/٣)، هجر العلم ومعاقله ١/ ٣٦٦. وخطه من كتاب: معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية لمحمد أحمد صوفان ص١٧٧.

والحياة الاجتماعية في مدينته وما جاورها وتحاوز ذلك إلى بعض الحوادث الخارجية، وملاً من ذلك دفاتر، ثم بدأ باختصارها، ليسميها «التاريخ المفيد بكشف ما حوته ترم ونواحيها في العصر الجديد من الحوادث والوقائع والوفيات والمواليد» ولكنه لم يكمل المختصر، الذي بدأه منذ سنة ١٣٤٠هـ تقريبًا، وقسمه إلى (١٧) جزءًا(٢).

عبدالله بن حسين بلفقيه = عبدالله بن حسن بلفقيه

عبدالله بن حسين السمين (١٣٥٢ – ١٤٢٣ه = ١٩٣٣ – ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله حسين النعمة (١٣٣٤ – ١٤١٥ = ١٩١٥ – ١٩٩٥م) كتبي ومحرر صحفي ريادي.



من قطر، من أصل إيراني. تلقًى تعليمه في مدرسة هكن التابعة للمستشفى الأمريكي بالمنامة، وحصل على شهادة تعادل الثانوية، عاد وعيِّن في الجمارك، واطلع من خلاله على أفكار الشعوب، وأدرك أن هناك شيئًا ينقص البلد، وهو (المطبعة)، فجلبها من الهند عام ١٣٧٥هـ (١٩٥٥م)، وكانت بدائية تعمل بالأرجل، ونشر من خلالها منشورات دعائية. ثم افتتح أول

(٢) رجال وكتب حضرموت/على سالم باغيثان ص٤٩٠

مكتبة في قطر عام ١٣٧٧ه (١٩٥٧م)، وأصدر العدد الأول من مجلة (العروبة) عام ١٣٩٠ه (العروبة) عام ١٣٩٠ه (١٩٧٠م أبعد أن سمع أمير قطر يقول إن خطبه لا يعلم عنها أحد شيئًا، لأن بلده بلا جرائد، فكانت المطبوعة الوحيدة في قطر، ثم أصدر جريدة يومية بعنوان (العرب) عام ١٣٩٢ه (مارس ١٩٧٢م)، ولما لم يكن هناك صحفيون قطريون، فقد أرسل ابنه خالداً لدراسة الصحافة بمصر، وعاد ليتولى رئاسة تحرير الجريدة، وتولى ابن تحرير المواد. وتوقفت المؤسسة التي عرب في تحرير المواد. وتوقفت المؤسسة التي تديرهما بعد وفاة مؤسسهما في شهر شوال، مارس، وعادت الجريدة للظهور بعد (١١)





عبدالله النعمة أسس مجلة (العروبة) وصحيفة (العرب)

عبدالله الحسيني هلال (١٣٦٦ - ١٤٣٤ه = ١٩٤٦ - ٢٠١٣م) عالم أزهري لغوي وزير.

(٣) موقع (مرفوع من الخدمة) استفيد منه في شعبان
 ١٤٣٢هـ، والصورة من شبكة الأسهم القطرية.



من قرية الكرامة في مركز أجا بمحافظة الدقهلية. نال شهادة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام ١٣٩٨هـ، ثم كان أستاذًا وعميدًا للكلية نفسها، ورئيسًا لجامعة الأزهر عام ١٤٣١هـ، فوزيرًا للأوقاف عقب الثورة على حكم حسني مبارك (في حكومة عصام شرف من ۱۳/۱/۲۱ - ۲۰۱۱/۱/۳۱ وکان عضو لجنة التعليم الأزهري بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عضو وضع وثائق المعايير الأكاديمية لمقررات اللغة العربية بجامعة الأزهر والتعليم الأزهري بالجالس القومية المتخصصة، عضو مجلس إدارة الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء. توفي يوم الثلاثاء آخر شهر شعبان، ۹ يوليو.

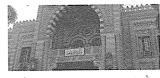

عبدالله الحسيني هلال عمل وزيؤا للأوقاف

تآليفه: الدرة الألفية في علم العربية لابن القواس (تحقيق ودراسة وشرح، دكتوراه)، توجيه بعض التراكيب المشكلة لابن هشام الأنصاري (تحقيق)، ابن يسعون النحوي: حياته وآراؤه مع دراسة كتابه «المصباح في شرح أبيات الإيضاح»(١).

# عبدالله الحلاق (۱۳۳۰ – ۱۶۰۲ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۸۲م) عالم بحاهد.

(۱) الموجز ۲۰۱۳/۷/۱۰ SMS عن (الوطن – مصر)، آخر الأنباء (بالتاريخ نفسه).



من مدينة حماة. انتسب إلى دار العلوم الشرعية ونعل من علوم الدين واللغة والأخلاق، وتتلمذ على مشايخها العلماء، ومنها إلى حلب ليتعلم ستَّ سنوات في المدرسة الخسروية الشرعية، ومن شيوخه مفتى حماة محمد سعيد النعساني، ومحمد راغب الطباخ، وأحمد الزرقا. عاد إلى حماة ليرفع لواء العلم الشرعي والدعوة إلى الله، وتسلم إدارة معهد العلوم الشرعية، وكان خطيبًا مفوهًا، وعمل خطيبًا لأكثر من جامع، وتناول في خطبه قضايا الأمة السياسية والاجتماعية والتربوية بفهم وعلم وجرأة. وعندما اشتعلت الثورة ضد الفرنسيين في حماة عام ١٣٦٥هـ شارك في الجهاد مع جمعية العلماء، وقاد جماعة الإخوان المسلمين في تلك المعارك، كما شارك في الجهاد لتحرير فلسطين عام ۱۳۲۸هـ (۱۹٤۸م) وکان علی رأس كوكبة من مجاهدي حماة، وأبلوا بلاء حسنًا. وكان من وجهاء بلده ورجالاتما البارزين، ورئيسًا لجمعية العلماء بما، وأحد مؤسسى جماعة الإخوان المسلمين فيها، وذكر أن أولى التشكيلات الجهادية في حماة كانت من قبله. وقد نقد نظام الحكم في سورية وأساليبه في التعامل مع المواطنين في خطبه ودروسه، ولكنهم جرَّدوه من جميع مناصبه. واستشهد في أحداث حماة بصورة مأساوية<sup>(۲)</sup>.

# عبدالله بن حمد آل خربوش (۱۳۳۷ – ۱۶۱۰ه = ۱۹۱۸ – ۱۹۸۹م) مدرس ومشرف دینی.

من المدينة المنورة. حصل على العالمية من مدرسة العلوم الشرعية، وعلى إجازة علمية مطلقة في تدريس جميع العلوم العقلية والنقلية من شيخه محمد علي الحركان. درَّس في عدة مدارس، وفي المسجد النبوي، ثم عين نائبًا للإمام والخطيب، فكبيرًا للمفتشين، ورئيسًا للتربية الإسلامية بمنطقة المدينة، فعضوًا في مجلس الإشراف الديني بالمسجد النبوي لأكثر من (٣٠) عامًا، بالمسجد النبوي لأكثر من (٣٠) عامًا، ومغشوًا في هيئة التوعية الإسلامية بالحج، ومشرًا للسعودية في مسابقة القرآن الكريم ومشرًا للسعودية في مسابقة القرآن الكريم للنبوي المربع سنوات، وعضوًا في المنوية عارف حكمت.



عبدالله آل خربوش عمل أمينًا لمكتبة عارف

وقفت له على رسالة بعنوان: دليل المسلم المبتدئ (۲).

عبدالله بن حمد الخويطر (۱۳۵۳ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۳۶ – ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن حمد القرعاوي (۱۳۵۲ – ۱۹۳۷ هـ = ۱۹۳۲ – ۲۰۰۱م) صحفي، ناشر، إداري.

مدينة العشق) في ١/١١/٦ /٢٠٠٨م، وكتاب: مأساة حماة، إخوان ويكي (ربيع الآخر ١٤٣٢هـ). إخوان من علماء الحرمين ص ٤١٩، موسوعة أسبار ٢/

(٢) مماكتبه حفيد المترجم له مهند الحلاق في موقع (حماة



من مواليد عنيزة بالقصيم في السعودية، حصل على إجازة من قسم الاجتماع في جامعة الإسكندرية، تدرَّج في وظائف حكومية مختلفة، وكيل وزارة الصناعة والكهرباء للشؤون المالية والإدارية، مدير عام مؤسسة اليمامة للصحافة، عضو في محلس الشورى. مات في الأسبوع الثالث من شهر محرم، ومن شهر شباط (فبراير).

) نت المسهان 2 أطرط به أي با حقّ بني - إذا لا تميتني السغر! أطوي الفضارة إلى نتورتهميت فرائد المربيعي الملامرة الوحد" ويح المدوّاد الإذا المتصمر كوّدي حيى المدوّاد الإذا المتصمر كوّدي

عبدالله القرعاوي (خطه)

له الكثير من المشاركات الصحفية والثقافية المتعددة، ونشر قصائد له في صحف ومحلات محلية، وصدرت مذكراته بعنوان: ذكريات نصف قرن (٦٣٩ص)(١).

عبدالله بن حمد المعجل (۰۰۰ – ۱٤۲۲ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن حمدان الباتل (۲۰۰۰ – ۱۴۲۷ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

 (۱) معجم البابطين ۳/ ۲۶۸، دليل الإعلام والأعلام ص٥٣٧، معجم المؤلفين والكتاب في السعودية ص٥١٢٠، بحلة البحوث الإسلامية ع ٤٢ (ربيع - جمادى ١٤١٥هـ).

عبدالله حمود حُمْران (۱۳۴۸ – ۱۶۰۲ه = ۱۹۲۹ – ۱۹۸۲م) إعلامي سياسي وزير.



ولد في قرية العر بمركز الحيمة الداخلية من محافظة صنعاء، درس في دار العلوم بصنعاء، وعمل في الإذاعة، انضم إلى خلايا تنظيم الضباط الأحرار ضد الحكم الإمامي، عبن بعد الثورة مديرًا للإذاعة، تقلد مناصب سياسية، منها كونه سفيرًا في الخرطوم، ووزيرًا للإعلام، ووزير الوحدة، ومثلًا شخصيًا لرئيس الجلس الجمهوري

را ف مستعدد و ال دس و بعشر بن سبتر المبيده بنبا وة الطلائح الولنيا من النساط بالموار و المستون الدنين و وبال الشائل لم تأس عنوا و لم كن و ديدة عاميم الشيئي و للبوا اشاد طبيعي لما سبقط من تكول و يمثلك وعاولات قام بل سعينا ممثلاً من رجالد الأوادين عسريين وقاه وعاولات قام بل طبينا ممثلاً من رجالد الأوادين المتحلف و وفار كل من مؤن في المعالمان الإيم المهام حي الأسفين المؤول المناهل المناهل المناهل والمراح في الأسفين المؤول المناهل المناهل المناهل المناهل والمناهل والمناهل المناهل والمناهل والمناهل المناهل المناهل المناهل المناهل المناهل المناهل والمناهل والمناهل المناهل المناهل المناهل المناهل والمناهل المناهل المناهل والمناهل والمناهل المناهل المناهل المناهل المناهل المناهل المناهل والمناهل المناهل والمناهل المناهل المناه

عبدالله حمود حمران (خطه)

عبدالرحمن الإرباني، وكان منزله بصنعاء والخرطوم ندوة أدبية. مات في ٢٧ جمادى الآخرة، ٢١ نيسان (أبريل).

صدر فيه كتاب: عبدالله حمران: حياته وشعره/ أحمد صالح الخوربي. - دمشق: دار الفكر، ١٤٠٨ه.

وله شعر، من ذلك ديوانه: أنا وقلبي، وآخر مخطوط (٢٠).

(٢) اليمن في ١٠٠ عام ص٢٥٠، معجم البلدان والقبائل

عبدالله بن حمود الطريقي (۱۳۲۸ - ۱۶۱۷ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۹۷م) وزير، متخصص في إدارة النفط.



ولد في الزلفي بالسعودية. تعلم القرآن الكريم، انتقل عام ١٣٤٣هـ إلى الكويت ودرس فيها، غادر إلى بومباي، ثم إلى القاهرة ليكمل دراسته. حصل على منحة من بلاده فتخرج من جامعة تكساس حاصلًا على الدكتوراه في جيولوجيا السعودية، تولى المسؤولية الأولى عن إدارة النفط منذ عام ١٣٧٤هـ حين عيِّن مديرًا

لإدارة شؤون الزيت والمعادن، وكان أعلى منصب في هذا الحقل، حتى أنشئت وزارة مستقلة للبترول، فكان أول وزير يتولى مسؤوليتها وزيرً ليبراليًا ثائرًا. أُعفي من وزيرًا ليبراليًا ثائرًا. أُعفي من منصبه الوزاري فخرج من بلاده لمدة (١٥٥) عامًا،

قضاها في لبنان ومصر والكويت. شارك مع قوميين عرب في إنشاء "مركز دراسات الوحدة العربية"، وأصبح هو عضوًا في محلس أمناء المركز حتى وفاته، وقام المركز بإنشاء جائزة باسمه، وأصدرت أعماله الكاملة. كما أسهم في تأسيس «مؤتمر البترول العربي»، وقام بدور بارز ومهم في

اليمنية ١/ ٥٠٤، حسر الوجدان ص٣٢٥، موسوعة شعر الغناء اليمني ٦/ ١٠٩ (وتأريخه فيه (١٩٣٩ - ١٩٨٤م)، موسوعة الأعلام للشميري. وخطه من صفحته على الفيس ١.١٠

تأسيس "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) عام ١٣٨٠هـ، وكان يريد «تحرير» النفط العربي و «تصحيح» مساراته. عاد عام ١٣٩٧هـ إلى السعودية ليؤسِّس مركزًا لتقديم الاستشارات والخبرات لوزارات النفط العربية وشركات النفط الداخلية. أصدر مع نقولا سركيس محلة البترول والغاز العربي، ومن الكويت: نفط العرب، وأسَّس محلة أخبار البترول والمعادن عندما كان وزيرًا. وكان أولاً مؤمنًا بثورة عبدالناصر لكنه لم يكن ناصريًا. وقبل وفاته بنحو (١٢) سنة التزم الجانب الديني ولزم المسجد ملازمة تامة، وكان يؤدي الصلوات الخمس في المسجد جماعة، ويؤم المصلين في صلاتي الظهر والمغرب، ويرفع الأذان من مسجد الحي إذا تغيب المؤذن، وأعفى لحيته... وكان يستمع إلى الأغاني والموسيقا..؟





عبدالله الطريقي قام بدور بارز في تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).. و«مركز دراسات الوحدة العربية»

صدر فيه كتاب:

عبدالله الطريقي: صخور النفط ورمال السيف. - السياسة محمد بن عبدالله السيف. - بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، ١٤٢٨هـ، ٩٩٥ص.

وآخر بعنوان:

عبدالله بن حمود الطريقي وزير البترول السعودي الأول: من أجل التاريخ

والأجيال/ عبدالعزيز محمد الدخيل. صدرت أعماله الكاملة بعد وفاته شاملة بحوته ومقالاته وكتابه: البترول العربي سلاح في المعركة، بعنوان: عبدالله الطريقي: الأعمال الكاملة/ تحرير وليد خدوري. وله أيضًا بالاشتراك مع فاروق الحسيني: نقل البترول العربي (محاضرات)(١).

عبدالله الحوراني = عبدالله أحمد الحوراني

عبدالله خالد الحاتم (١٣٣٥ - ١٤١٥ هـ = ١٩١٦ - ١٩٩٥م) أديب وناقد صحفي.



ولد في الكويت، درس في الزبير علوم الفقه والنحو. أصبح إمامًا وخطيبًا في أحد مساجد الحفر بالسعودية. عاد إلى الكويت وافتتح مكتبة خاصة لبيع الكتب. أولع بالأدب، وقرأ في التراث والتاريخ والفلسفة والاجتماع. عمل في التجارة. أسَّس مجلة «الفكاهة» عام ١٣٧٠ه، لكنها توقفت بعد تسعة أعداد، وعادت بعد أربع سنوات لتتوقف نهائيًا عام ١٣٧٨ه. عمل في وزارة الإعلام، أسهم في تأسيس رابطة الأدباء في الكويت، وتولَّى فيها منصب الأمين العام الكويت، وتولَّى فيها منصب الأمين العام عام ١٣٨٦ه. كما تولَّى رئاسة تحرير مجلة

(۱) كبار رحال الدولة ۱/ ۱۹۳، الإنترنت (موقع إيلاف)، العالم (ذو الحجة ۱۹۱۹هـ)، ص۷۲، ومقدمة أعماله الكاملة، موسوعة أعلام العرب المبدعين ۳/ ۱٦٩٤، ملحق موسوعة السياسة ص٥٠٠ (وولادته هنا ١٩١٨م).

«البيان» الصادرة عن الرابطة، وكان أول رئيس لها، التي صدر عددها الأول عام ١٣٨٦ه. وقد أسهم في الحركة الأدبية.



عبدالله الحاتم أنشأ مجلة (الفكاهة) عام ١٣٧٠ه

كتبه: خيار ما يلتقط من شعر النبط، من هنا بدأت الكويت، ديوان عبدالله الدويش (جمع)، من الشعر النجدي: ديوان إبراهيم بن جعيثن ومحمد عبدالله العوني/ جمعه محمد بن عبدالله بن خالد الحاتم، ديوان بعض ألفاظه عبدالله بن خالد الحاتم، ديوان الشاعر وتبه وفسر بعض ألفاظه)، ديوان الشاعر محمد العبدالله القاضي (ت ١٢٨٥هـ) محمد العبدالله العوني – محمد العبدالله العوني – محمد العبدالله وفسر بعض ألفاظه)، ديوان القاضي – عبدالله بن سبيل (جمعه ورتبه وفسر بعض ألفاظه)،

عبدالله خالف (۱۳۵۷ – ۱۶۱۶ه = ۱۹۳۸ – ۱۹۹۳م) سیاسی وزیر.

غُرف بـ«قاصدي مرباح».

 (۲) شخصیات کویتیة ص۱۰۷، قاموس تراجم الشخصیات الکویتیة ص۱۸۸، أدباء وأدیبات الکویت ص۷.



من الجزائر. تدرَّب في موسكو أثناء النضال ضد فرنسا، اشترك في محادثات إيفيان، قاد الأمن العسكري، ثم كان أمينًا عامًا في وزارة الدفاع، وعين فوزيرًا للصناعة الثقيلة، ثم الزراعة والصيد البحري، فالصحة، وعين رئيسًا للوزراء عام ٢٠٤١ه، ثم أقاله الرئيس الشاذلي بن جديد. دخل في المعارضة، وأنشأ الحركة الجزائرية للعدالة والديمقراطية، ثم كان مقربًا من الرئيس بوضياف. اغتيل في ٤ ربيع الأول، ٢١ آب (أغسطس)(١).

عبدالله بن خلف السبت (۱۳۲۱ - ۱۶۳۳ هـ = ۱۹۶۲ - ۲۰۱۲م) داعية سلفي.



من مواليد الكويت. من قبيلة الحوسني، من عينات عرب فارس. صاحب جماعة التبليغ بمسجد الإمام أحمد بن حنبل، ثم تركهم وبدأ دعوته السلفية عام ١٣٨٨ه في المسجد نفسه، ونشر هذه الدعوة في كثير من البلدان الإسلامية، إضافة إلى

(١) الموسوعة السياسية والعسكرية ٣/ ٨٧٥. وصورته من موقع صوت المنفى: موقع الكاتب الصحفي أنور مالك.

الكويت. استفاد من الشيخ محمد الأشقر ولازمه مدة طويلة، وتأثر بالألباني وابن باز وابن عثيمين. ثم كانت له اختيارات واجتهادات. وقد أسهم في تأسيس جمعية إحياء التراث الإسلامي في عام ١٤٠٢ه، وفي وإنشاء الدار السلفية للطباعة والنشر، وفي عام ٢١٤١ه الماتقل إلى الشارقة وأنشأ فيها دار الفتح لطباعة الكتب السلفية وغيرها، ومكتبة علمية خاصة يدعو ويدرِّس فيها طلبة العلم. وتوفي هناك ليلة الخميس ١٩ شوال ٦ أيلول (سبتمبر).

له أكثر من (٤٠٠) مادة مسموعة، وله كتب أيضًا، منها: بغية القاصدين بتهذيب مدارج السالكين، صلاة الجماعة، الرحمن على العرش استوى، صوفيات شيخ الأزهر، الطريق إلى وحدة المسلمين، الأخطار الداخلية التي تمدد وحدة الأمة الإسلامية، الخوارج فتنة العصر، المرأة الأمال والواقع، هذا بيان للناس، بل هو الأمال والواقع، هذا بيان للناس، بل هو الفرية، حكم العمل الجماعي، العواصم من البيس إبليس على المتعلم والعالم. ومؤلفات أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

عبدالله خليفة ركيبي (كيبي ١٣٤٧هـ = ١٩٢٨ - ٢٠١١م) ناقد وأديب وطني غيور على لغة القرآن الكريم.



(٢) الموسوعة الحرة (استفيد منها في ١٤٣٣/١٠/٢٠هـ)، وإضافات.

ولد في بلدة جمورة التابعة لولاية بسكرة في الجزائر. أخرجه والده من المدارس الفرنسية لما أحسَّ بأنه بدأ يميل إلى الثقافة الفرنسية، فانتسب إلى جامع الزيتونة وحصّل شهادتها، وعاد ليلتحق بالثورة التحريرية، فاعتُقل وسُجن، وأرغم بعد ذلك على الإقامة الجبرية في بسكرة، ولكنه فرَّ منها ليلحق بالثورة مرة أخرى، وأرسلته جبهة التحرير عام ١٣٨٠هـ إلى مصر فتخرَّج من كلية الآداب بجامعة القاهرة، وترأس لجنة الطلبة الجزائريين هناك، ثم حصل على الماجستير من الجامعة نفسها عن (القصة الجزائرية القصيرة)، ثم الدكتوراه حول (الشعر الديني الجزائري الحديث)، وترأس لجنة الفكر والثقافة التي كوَّنها حزب جبهة التحرير الوطني، وشغل منصب أمين عام مساعد لاتحاد الكتاب الجزائريين، وهو من مؤسِّسي (نادي الفكر العربي) وتولَّى رئاسته، وكان محبًا للغة العربية، وبلغ من حبه لها أن خرج لأجلها في مظاهرات، فتعرَّض للقمع والمضايقات، ولكنه مضى في مشروعه، وقدَّم برناجحًا تلفزيونيًا عنوانه (أقلام على الطريق)، الذي شجع فيه المواهب الأدبية، وعرَّف المشارقة بالأدب الجزائري ورجاله، واعتبر مع أبي العيد دودو من أعمدة النقد الأدبي بالجزائر، ورأس قسم اللغة العربية بالجامعة التي درَّس فيها. وأشرف على بحوث جامعية عديدة، وناقش الكثير منها، وكان عضوًا في جمعية النقد الأدبي باتحاد الكتاب العرب في دمشق، وأتقن الفرنسية والإنجليزية إلى جانب لغته الأم، وكتب في الأدب والنقد والفكر والثقافة واللغة. وتوفى يوم الثلاثاء ١٦ جمادي الأولى، ١٩ أبريل. وله مؤلفات تزيد على الثلاثين كتابًا، منها: الأوراس في الشعر العربي ودراسات أحرى، تطور النثر الجزائري الحديث (١٨٣٠ -١٩٧٤م)، دراسات في الشعر الجزائري الحديث، الشعر في زمن الحرية: دراسة

عزیری قدورسد، آت ایس عند اللک و تا مدا که الک و اللک و ال

عبدالله خليفة ركيبي (خطه)

أدبية ونقدية، القصة الجزائرية القصيرة، القصيرة في الأدب الجزائري المعاصر، قضايا عربية في الشعر الجزائري المعاصر، مصرع الطغاة: رواية تمثيلية تدور حوادثها في الجزائر، نفوس ثائرة (قصص)، الشعر الديني الجزائري الحديث، عروبة الفكر والثقافة أولًا، ذكريات من الثورة الجزائرية، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار، فلسطين في النثر الجزائري الحديث، وله غيرها ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

عبدالله خليل الحرباوي ( ٠٠٠ - ١٤٣١ ه = ٠٠٠ - ٢٠١١م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله الخليلي = عبدالله بن علي الخليلي

عبدالله بن خميس = عبدالله بن محمد بن خميس

عبدالله خورشید البري (۰۰۰ – ۱٤۱۰هـ = ۰۰۰ – ۱۹۹۰م)

كاتب باحث.

من مصر. حائز على شهادة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة عام

(۱) البصائر ع ٥٤٥ (۲۱ – ١٤٣٢/٥/٢٧هـ). موقع دار الحكمة (استفيد منه في جمادى الأولى ١٤٣٢هـ)، تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص١٢٨٦، وفيات المثقفين ص٥٠. وخطه من رسالة له إلى محمد بوكرش كتبها عام ١٩٩٣م ونشر في منتدى مطر.

استاذ الدراسات الإسلامية والأدب المصري بكلية الألسن، ورئيس قسم اللغة العربية بما. وهو من تلاميذ أمين الخولي «الأمناء»،

وأفاد من أثر البيئة في البحث الأدبي. له مقالات في مجلات عديدة، منها «الأدب» و «المصور».

ومن مؤلفاته: القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة (أصله ماجستير)، القرآن وعلومه في مصر: ٢٠ – ٣٥هـ (أصله دكتوراه)، أوراق مصرية (٢٠).

القۇرىلۇندۇرىغىر ئىسىكىر

عبدالله بن دخیل الفیاض (۱۳۳۱ – ۱۶۰۳ه ؛ = ۱۹۱۷ – ۱۹۸۳م) باحث في التاريخ.



(٢) القاهرة ع ١١٣ (ربيع الأول ١٤١١هـ).

ولد لأبوين علويين في قرية الضمينية بقضاء الرفاعى التابعة لمحافظة ذي قار (الناصرية) في العراق، حصل على إجازة شرف في العلوم الاجتماعية من دار المعلمين العالية، وشهادة ماجستير في تاريخ العراق من الجامعة الأمريكية ببيروت، وأخرى من جامعة ميشيجان بأمريكا، ثم الدكتوراه من الجامعة الأمريكية ببيروت في التاريخ الإسلامي (عن تاريخ التربية عند الإمامية بين عصري الإمام الصادق والشيخ الطوسي). وعاد ليدرِّس في كليتي التربية وأصول الدين، ويتعيَّن عميدًا للكلية الأخيرة، حتى استقالته عام ١٣٩٣هـ. وقضى معظم عمره في الدراسة والبحث، وأسهم في ندوات ومؤتمرات، وكان يشارك طلابه في رحلاتهم ويؤلف كتابًا إثر كل رحلة على أسلوب ابن بطوطة! وترك بحوثًا ودراسات أخرى في عدد من الجلات، إضافة إلى مؤلفاته، التي منها:

الثورة العراقية الكبرى، التاريخ العربي (بالاشتراك)، مشاهداتي في تركيا، الحركة الفدائية في الإسلام قديمًا وحديثًا، الحالة الثقافية في الحجاز في عصر الرسالة، الإجازات العلمية عند المسلمين، الزراعة والتجارة في العراق في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مشكلة الأراضي في لواء المنتفك، تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة: من نشأة التشيع حتى مطلع القرن الرابع الهجري، ومؤلفات أخرى له ذكرت الرابع الهجري، ومؤلفات أخرى له ذكرت

# عبدالله الدرخواستي (۱۳۱۰ - ۱۶۱۵ه = ۱۸۹۲ - ۱۹۹۹م) حافظ، شيخ الحديث، أمير جمعية علماء الإسلام.

(٣) الفيصل ع ٩٢ (صفر ١٤٠٥هـ)، معجم المؤلفين العراقيين ٥/ ١٣٠، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/ ١٠١٠مدونة اللكتور إبراهيم العلاف ٢٠١٠/١/١٩م. ومن المصدر الأخير وفاته.

من مواليد خان بور في البنجاب الباكستانية. شجن مرات عديدة لمقاومته محاولات الهندوس طمس الهوية الإسلامية. وبعد استقلال باكستان تفرغ لتربية الجيل الإسلامي، فأنشأ في تاريخ حياته (٥٠٠) مدرسة دينية، وظل تحت رعايته وإدارته أكثر من (٤٠٠٠) مدرسة وجامعة دينية ومعهد، تخرج منها أكثر من (٥٠٠٠) ما بين داعية وعالم وإمام موزعين في بلدان عديدة. وفي عام ١٣٨٢ه أصبح أمير جمعية علماء الإسلام التابعة لزعيمها السياسي فضل الرحمن. اهتم وشجع الجهاد في أفغانستان. وكان ذا حافظة قوية، يحفظ أكثر من (۱۰۰۰۰) حديث، فلقب بالحافظ، واشتهر بشيخ الحديث، وظل يدرِّس (٥٠) عامًا. ومن أبرز مواقفه وقوفه في وجه الفرق الضالة وخاصة القاديانية، وقد استطاع أن يقنع حكومة باكستان باعتماد قانون يحظر نشاطها واعتبارها مذهبًا باطلًا..(١).

عبدالله درویش (۱۳۳۹ – ۱۶۲۸ ه = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۷م) من أعلام المؤسَّسات الخيرية.



من طرابلس الشام. عمل في حرفة الساعات، قاتل وأضرب في أحداث تسبق الاستقلال، ثم اتجه إلى العمل السياسي في حزب التحرير

(١) الإرشاد ع ٤ س١ (ربيع الثاني ١٤١٥ه) ص٢٤.

العربي، وأسَّس مع ثلة من أفاضل المدينة جمعية التربية الإسلامية وتولَّى أمانتها العامة أكثر من عقدين، كما أنشأ مع إخوانه مدارس الإيمان الإسلامية. طاف بلاد العرب ليستجلب الدعم للطلاب الأيتام والمعوزين، وليعزز دورات القرآن الكريم الصيفية المحانية ومسابقات الإيمان الرمضانية ودورات حفظ القرآن الكريم، وكان يتولى بنفسه توزيع الجوائز على الفائزين، واستجاب لنخبة من العاملين في الحقل الإسلامي لتأسيس جبهة الإنقاذ الإسلامية، ثم كان أبرز أعضاء الهيئة العليا لبيت الزكاة والتكافل الخيري المنبثق عن الجبهة المذكورة. كما سعى في نشاط لمساعدة المنكوبين جراء الأحداث الأمنية المتوالية التي عصفت بالبلاد، وكان يشرف بنفسه على توضيب المواد الغذائية. نال وسام الاستحقاق من رئيس الجمهورية. توفي في شهر جمادي الآخرة(٢).



عبدالله درويش أسهم في تأسيس (جمعية التربية الإسلامية) وتولى أمانتها العامة

عبدالله راجع = عبدالله على راجع

عبدالله ربيع محمود (۱۳۵۶ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۳۰ - ۲۰۰۰م) شی

من مواليد قرية زهراء دملو التابعة لمركز بنها في القليوبية بحصر. نال شهادة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر عام ١٣٩٣ه، من أساتذته الكبار الذين تأثر بحمد محمد محيي الدين عبدالحميد. درَّس،

(۲) التقوى ع ۱٦۸ (جمادى الآخرة ۱۲۸هـ) ص٤٦.

ثم كان عميد كلية اللغة العربية بإيتاي البارود، وأشرف على رسائل علمية، وكان دقيقًا في بحوثه وتحقيقاته، حريصًا على وقته، مشجعًا للعلم وأهله. توفي يوم الأحد ٢٣ ذي الحجة، ٢٣ يناير.

من كتبه المطبوعة: علم الصوتيات (مع عبدالعزيز أحمد علام)، الملامح الأدائية عند الجاحظ في البيان والتبيين، في فقه اللغة (مع عبدالعزيز علام)، في علم الكتابة العربية، في علم اللغة العام، المعجم العربي بين النظرية والتطبيق، علم اللغة العربية: أسسه ومناهجه (وط٢ بمشاركة عبدالفتاح البركاوي)، دراسات لغوية: اللهجات العربية: نشأتها وخصائصها (مع عبدالعزيز علام)، من ملامح المنهج العلمي: دراسة تطبيقية عند علماء اللغة والتجويد، معجم المصطلحات التجويدية والصوتية، مفتاح السعادة الأبدية في توجيه القراءات القرآنية، المخصَّص لابن سيده (تحقيق مع آخرين)، تفسير الحلالين (مراجعة وضبط). ة العربية، في علم اللغة العام، المعجم العربي بين الن ورسالته في الدكتوراه: عن النبر في نطق اللغة العربية الفصحى بالعالم العربي المعاصر (٣).

عبدالله رجب = عبدالله رجب محمد

عبدالله رجب الفيلكاوي (١٣٧٤ - ١٤٠٥ه = ١٩٥٤ - ١٩٨٥م) داعية بحاهد.

تخرج من جامعة الكويت في كلية الآداب سنة ١٣٩٨ه، التحق بشركة نفط الكويت لمدة سنتين، ثم استقال وأكمل دراسته العليا في المدينة المنورة. انتهى من دراسة الماجستير في المعهد العالي للدعوة الإسلامية بجامعة الإمام سنة ١٤٠٣هـ.

(٣) الحركة العلمية في الأزهر ص ٤٨٧، ٤٩٠.

ثم ذهب لمواصلة دراسة الدكتوراه في باكستان، ومن هناك التحق بالجاهدين في أفغانستان، واستشهد في ٢٠ ربيع الأول، ١٣ كانون الأول (ديسمبر) في محافظة هيلمند الصحراوية بأفغانستان، وكان أول شاب كويتي يشارك في الجهاد الإسلامي هناك. وقد كان مع مجموعة من المحاهدين يقطعون صحراء محافظة هيلمند متجهين إلى أحد مراكز الجاهدين في هزار جفت قرب مدينة نوزاه، وكان عددهم أربعة عشر مجاهدًا عندما نصبت لهم القوات الشيوعية كمينًا، ودارت على إثر ذلك معركة لمدة ٤ ساعات، استشهد خلالها عشرة مجاهدين من بينهم أبو عثمان (المترجم له). وقد سيطرت القوات الشيوعية على المنطقة لمدة أسبوع، ثم هاجم الجاهدون الموقع مرة أخرى وانتصروا، ودفنوا شهداءهم في المعركة

عنوان رسالته في الماجستير: رسالة فتح الأسماع في شرح السماع لملا علي القاري الهروي: دراسة في تحريم الغناء(١).

عبدالله رجب محمد (۱۳۳۶ - ۱۰۱۹ هـ = ۱۹۱۵ - ۱۹۸۱م) محرر صحفي.



ولد في مدينة سنجة بالسودان. تردَّد على حلقات العلم، قرأ للشيخ محمد بن عبدالوهاب وتأثر بمذهبه. تعلم الإنجليزية واهتم بعلم النفس والاجتماع، عمل كاتبًا مع سلاح المهندسين، ثم تاجر، وكتب في

(۱) الجنمع ع ۷۱۰ (۱۰/۸/۱۰) هر) ص۱۹.

جرائد سودانية ومصرية. أنشأ مع الفاتح النور جريدة كردفان، التحق بجريدة السودان المحديد اليومية، أصدر جريدة «الصراحة» النصف أسبوعية. لم ينتم إلى حزب، وكان كريمًا متلافًا. جيء به رئيسًا لتحرير جريدة الثورة الناطقة باسم النظام، ثم عيِّن كبيرًا لضباط الاستعلامات بكسلا. اختير عاملًا في القسم الصحفي بالقصر الجمهوري فكتب عن الشؤون الخارجية. وهو صاحب أول ترجمة عربية لوثيقة حقوق الإنسان. توفي يوم ٢٧ ربيع الآخر، ٦ كانون الثاني (يناير).



عبدالله رجب (خطه وتوقيعه)



صدرت مذكراته بعد وفاته بعنوان: مذكرات أغبش: رائعة شيخ الصحافة السوداني. وترجم كتاب كامل الباقر وعنوانه: موقف الإسلام من الأديان الأحرى(٢).

عبدالله رشيد صالح البغدادي (۱۳٦٧ - ۲۰۱۰م) أمير دولة العراق الإسلامية، المشهور بأبي عمر البغدادي.

 (۲) رحال وتاريخ ص٥٦، تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص٧٤٧، معجم المؤلفين السودانيين ٢٢٧/٢، منتديات مدينة سنجة.



انضمَّ إلى الجماعة السلفية بالعراق عام ٥ ١٤٠هـ، وكان من أبرز رجالها. وطورد من قبل نظام البعث في عهد صدام حسين، فهاجر إلى أفغانستان عام ٤٠٧ هـ وجاهد هناك، وعاد إلى العراق عام ١٤١١هـ، وأصيب في معركة الفلوجة عام ١٤٢٥هـ. وظهر عام ١٤٢٧ه عندما تولى قيادة فصيل جهادي ضد الأمريكان المحتلين في تنظيم القاعدة، وطلب زعيم القاعدة العالمي أسامة بن لادن مبايعته أميرًا على دولة العراق الإسلامية، الذي كان سابقًا «مجلس شورى الجاهدين». فبايعته جميع الحركات الإسلامية أميرًا. وقد أفزع الأمريكان ونظام الحكم في العراق. قُتل مع وزير حربه وزعيم تنظيم القاعدة في العراق أبي أيوب المصري في غارة مشتركة بين الأمريكان والمخابرات العراقية وجيشها، وأعلن ذلك يوم الاثنين ٥ جمادي الأولى، ١٩ أبريل (نيسان)<sup>(٣)</sup>.



عبدالله رشيد البغدادي (أبو عمر البغدادي) أمير دولة العراق الإسلامية

عبدالله بن رشيد الغرزي (سيد العرزي (سيد ۱۳٤۳ – ۱۹۲۶) عالم وفقيه شافعي قومي.

(٣) الجزيرة نت والعربية نت وموسوعة ويكيبيديا إثر مقتله.



ولادته في قرية زينال بمنطقة زوق في تركيا. هاجرت أسرته إلى سورية وعمره خمس سنوات، واستقرَّ بمدينة القامشلي. درس على والده العالم وآخرين، وفي قرية خزنة عند الشيخ علاء الدين الخزنوي، حتى أنحى علومه وصار (ملاّ) أي عالمًا، ثم درَّس العلوم الشرعية وغيرها، وتجول في مناطق الأكراد، وزار البارزاني في العراق أثناء حربه ضدًّ الحكومة العراقية، وصار قاضيًا للثورة الكردية. وذكر أنه كان يلقي الخطب بالكردية. وقد رأيته في مجلس عند شيخي علوان بقرية حلوة عام ١٤٠١هـ، فكان ذا فكر قومي وتعصب واضح، ونقدته لأجل ذلك، فالدين أولًا، ولا شيء فوق العقيدة. وكانت وفاته يوم السبت ١٢ محرم، ١٨ كانون الأول

ترك مخطوطات أدبية ودينية وفكرية<sup>(١)</sup>.

## عبدالله رضا أباظة (۱۳٤٢ – ۱۶۱۸ه = ۱۹۲۳ – ۱۹۹۷م) ضابط أديب. عُرف بشريف أباظة.



(١) من حوار أجراه معه إبراهيم اليوسف في منتديات البارتي (استفيد منه إثر وفاته).

ولد في مدينة الزقازيق، نال إجازة في العلوم العسكرية من الكلية الحربية بالقاهرة، عمل ضابطًا بالقوات المسلحة، ووصل إلى رتبة لواء، وشارك في حروب ١٩٤٨، وكان عضوًا بالمحالس القومية المتخصصة، ورئيسًا للجنة الأمن بالإسكندرية، ورئيس اللجنة الأمن بالإسكندرية، ورئيس اللجنة ننادي سبورتج بالإسكندرية. (وهو نناد رياضي اجتماعي أسَّسه الأمير عمر طوسون سنة ١٣٠٦هـ).

طبع له ديوان: من وحي آمالي. وله روايتان: لقاء، والعباسية.

ومجموعة قصصية بعنوان: آخر الآهات. ومسرحية ناعسة، قدمت على المسرح. ومسلسل إذاعي: أنغام حائرة (عن حياة عزيز أباظة)، ومسلسل آخر عن كتاب «البحث عن الذات»: قصة حياة الرئيس أنور السادات(٢).

عبدالله ركيبي = عبدالله خليفة ركيبي

عبدالله أبو رواش (۱۳۳۱ – ۱۶۰۲ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۸۲م) أديب، ضابط بحرى.



ولد في مدينة بني سويف بمصر، درس الابتدائية، ثم التحق بالقوات المسلحة متطوعًا بالقوات البحرية، وظلَّ يعمل بما حتى آخر حياته الوظيفية، وكان برتبة نقيب بحري. شارك في معارك، وأسهم (٢) معم البابطين لشعراء العربية.

بتوقيع: شاعر الأسطول. له عدد من القصص التي أنتجت سينمائيًا، مثل: ضالة المرأة، عمالقة البحار. وطبع له من الدواوين: وحي الطبيعة، شعاع خيالي، اللحن الأزرق<sup>(۱۱)</sup>.

في مناسبات بشعره، وكان يذيل قصائده

عبدالله الزامل = عبدالله بن على الزامل

عبدالله زاید (۲۰۰۰ – ۱٤۲۷ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۲م) رجل أعمال.

من مصر. رئيس المنظمة الإنسانية لشعوب الأمم المتحدة، رئيس الاتحاد العام المصري للمصدِّرين والمستوردين، صاحب مشروع المدينة الدولية لرجال المال والأعمال، ومشروع المؤمّر الدولي لسعادة الإنسان. مات في أوائل شهر ربيع الأول، نيسان (أبريل).

عبدالله زكريا الأنصاري (۱۳٤١ – ۲۰۰٦م) أديب وشاعر دبلوماسي.



ولد في مدينة الكويت، يتصل نسبه بقبيلة الخزرج. درس عند والده (الملا) وفي المدرسة المباركية، ثم درَّس في مدرسة والده «الفلاح» وغيرها. محاسب بيت الكويت في القاهرة، ثم كان وزيرًا مفوضًا هناك، فمديرًا لإدارة

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

الصحافة والثقافة بوزارة الخارجية. وفي القاهرة كان رئيس تحرير مجلة «البعثة»، وفي الكويت رأس تحرير محلة البيان، ومُنح لقب سفير فوق العادة، واعتبر من أبرز رواد الحركة الأدبية والثقافية بالكويت والخليج. عضو رابطة الأدب الحديث بالقاهرة، ورابطة الأدباء بالكويت. عمل في التجارة وزار دولًا أوروبية وكان مذواقًا للأدب. مات يوم الثلاثاء ١٨ ربيع الآخر، ١٦ أيار (مايو).

### بين لشعر والنثر أنأ أجوب لشعر والنثراهن ولارة بينها في رحان يطيرمن لنع ف أوحد والنثرفآحي ثارة غيروان أصامع الأفلارجيًّا شرٌّ فيه فيأتينيَ طوتح إلبناد ولشعراه عزّ خيا ربما عزت عروس لوحي آناً فأنَ وان أظلت فعلى سلط

## عبدالله زكريا الأنصاري (خطه)

تأة قوافيك كمل لمساه



## عبدالله زكريا الأنصاري رأس تحرير مجلة (البيان)

من عناوين كتبه: البحث عن السلام، حوار المفكرين، روح القلم، الشعر العربي بين العامية والفصحى، صقر الشبيب وفلسفته في الحياة، أدب المعاناة، فهد العسكر: حياته وشعره، مع الشعراء في جدهم وعبثهم، مع الكتب والمحلات: مقالات في الأدب والسياسة والاجتماع، جرح قلم، الساسة والسياسة والوحدة الضائعة بينهما، خواطر في عصر القمر، حوار في مجتمع صغير.

وله شعر منشور في الصحف والمحلات الكويتية، وكتب مخطوطة(١).

## عبدالله بن زيد آل داود (0171-11312 = 0591-59914)

داعية، باحث لغوي، شاعر. من السعودية. عاش يتيمًا، حصل على الماجستير في اللغة العربية من جامعة الإمام بالرياض، عمل معيدًا في كلية اللغة العربية بالجامعة نفسها، كما عمل في الدعوة سنوات عديدة، وأرسل داعية إلى الفلبين وأمريكا وماليزيا وسنغافورة وبنجلاديش. قطع شوطًا في رسالته للدكتوراه ومات قبل أن يكملها في ٢١ ربيع الأول في حادث

وصدر فيه:

مروري.

عبدالله بن زيد الداود بأقلام عارفيه/ حمد بن زيد الفحيلة. - الرياض: مطابع العبيكان، ١٤١٨ه، ١٥٩ص.

ورسالة علمية بعنوان: عبدالله بن زيد آل داود أديبًا/ شريفة بنت إبراهيم آل طالب. - الرياض: غيناء للنشر، ٤٣٠ هـ، ٣٠٨ص. (وأصله رسالة ماجستير من جامعة الإمام بالرياض).

وله: اعتراضات السهيلي على النحويين (رسالة ماجستير)، أطياف (ديوان شعر) جمعه له شقيقه عبدالعزيز، صدر عام ١٤٢٥ه، هدى المنابر: خطب ومواعظ ومواقف: مختارات من خطب عبدالله بن زيد آل داود، رسالته في الدكتوراه التي لم يكملها: جهود النحويين الأدبية عند الأندلسيين<sup>(٢)</sup>.



خلب وبواعظ وبواقف



ولد في حوطة بني تميم بالسعودية، وتوفي والده وهو صغير، فتلقى دروسه الأولى على مشايخ بلده، وحفظ القرآن وهو صغير، وكان شغوفًا بطلب العلم، فطلب وجدَّ في الطلب، وحفظ الكثير من الكتب والمتون، وسافر لطلب العلم إلى قطر، فأخذ عن الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع (ت ١٣٨٥ه)، ثم عاد ولزم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت ١٣٨٩هـ)، ثم توجه إلى مكة للوعظ والإرشاد والتدريس بما بأمر من الملك عبدالعزيز آل سعود. وفي عام ١٣٥٩ه طلب حاكم قطر من الملك عبدالعزيز أن يبعث له من يصلح للقضاء في قطر، فوقع الاختيار على المترجم له، فمضى إلى هناك وأسَّس القضاء الشرعي بها، فكان رئيس محاكمها الشرعية، ومؤسِّس دائرة الأوقاف والتركات بما عام ١٣٨٠ه. وقد تمثل منهجه في تحرره من

(٢) والمعلومات السابقة من الكتاب الصادر فيه.

<sup>(</sup>١) شخصيات كويتية ص١٢٢، معجم البابطين ٣/ ٣٨٨، أعلام الأدب العربي المعاصر ١/ ٢٧٣، الأهرام ع ٤٣٦٢٦ (۱۹/٤/۲۶۱ه).

حن عباليدم زيال كود الإلحدالي المناه المائي عبالعزز من عدر الداليات عنط الدبالاسلام ما سرع ليرسانغ الفرسالاح ما وه و عن سلام عيدكم مرحد واللاحبركما هروائن الوجوالة كلون ليجوز وعافير العزعنا ومعر ما يك كارف شرك عنا ويتر

الحد لفي عن فروت من الراف والمن ولا على ولا على والمن على المع في في من من المن والمن وال

عبدالله بن زاید آل محمود (رسالة منه إلى الشیخ ابن باز)

التقليد، ونزعته الواقعية، والتجديدية، وميله إلى التيسير، وشجاعته الأدبية. وله رسائل عديدة، بينها فقه الواقع، ومنها نقد لاذع، ودخول في جدال شائك. لكن ذكر الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه (الفتاوي الشاذة) أنه اجتهد في أمور نفر منها الكثيرون عند ظهورها، واعتبروها في نظرهم فتاوى أو اجتهادات شاذة، وما لبث أن أمست مقبولة؛ نظرًا لحاجة الناس إليها، وضرب أمثلة على ذلك برمى الجمرات قبل الزوال، والإحرام لركاب الطائرة من جدة. اه. ولكن من المؤسف أنه كان ينكر المهدي عليه السلام. وكان كثير الصدقات، حريصًا على تلبية الدعوات، ويزوره كبار القوم والمشايخ، ويعتذر عن حضور المؤتمرات الخارجية أو الاجتماعات الرسمية. توفي بالدوحة ضحى يوم الخميس ٢٨ رمضان بعد مدة تزيد على السنة من لزوم الفراش نتيجة ارتفاع السكر عنده، وكان قد صحا من نومه فجر ذلك اليوم ونطق بالشهادتين، ودعا الله أن يجعله من عباده التوابين والمتطهرين، ومن عباده الصالحين. ومماكتب فيه:

فتح المعبود في الرد على ابن محمود/ حمود بن عبدالله التويجري. – الرياض: دار الإفتاء، ١٣٩٩هـ، ١٩٦١هـ، ١٩٩١ص.

غاية المقصود في التنبيه على أوهام ابن محمود/ عبدالله بن محمد بن حميد. الرياض: مطابع الجزيرة، ١٣٩١هـ، الدلائل كتابه: الدلائل العقلية والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية).

منهج الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود في تقرير العقيدة/ عبدالعزيز بن أحمد البداح (أصله رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة).

كما أصدرت مطابع العهد بالدوحة كتيبًا عنه عام ٤٠٤ هـ عنوانه: حياة فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الشريف وتنقلاته ومؤلفاته.



عبدالله بن زيد آل محمود أسس القضاء الشرعي بقطر ورأس محاكمها الشرعية

وقد صدرت رسائله في ثلاث مجموعات، وهذا عناوين بعضها: إتحاف الأحفياء برسالة الأنبياء، اجتماع أهل الإسلام على عيد واحد كل عام وبيان أمر الهلال، الأحكام الشرعية ومنافاتها للقوانين الوضعية، أحكام عقود التأمين ومكانها في شريعة الدين، أحكام قصر الصلاة في السفر، يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام، الاختلاط وما ينجم عنه من مساوئ الأخلاق المخيدة للمرأة المسلمة الرشيدة، أخلاق المرأة المسلمة الرشيدة، أخلاق المرأة المسلمة:

مجموعة رسائل تهم المرأة المسلمة في حياتها اليومية والاجتماعية، بطلان نكاح المتعة، حواز الإحرام من جدة لركاب الطائرات...، الرد على المشتهري بشأن اللحوم المستوردة، عقيدة الإسلام والمسلمين، لا مهدي ينتظر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم خير البشر. وغيرها التي أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

عبدالله بن سابح الطيّار (١٣٥٤ - ١٣٧٧ه = ١٩٣٥ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله سالم باوزير (۱۳۰۹ – ۱۹۲۰ه = ۱۹۴۰ – ۲۰۰۶م) أديب قاص.



من اليمن. كتب القصة والمقالة، والرحلة والتمثيلية، نشر أول أعماله الأدبية في صحيفة «المكلا»، وكتب للأطفال. مات قبل أن يكمل الجزء الثاني من سيرته الذاتية: استعادة الزمن المفقود.

(۱) له ترجمة طبية في العددين (۱۲۶۰ - ۱۲۶۱) من مجلة المجتمع، الفيصل ع ۲۶٦ ص ۱۱۳، معجم مصنفات الحنابلة ۷/ ۳٤٤، موسوعة أسبار ۲/ ۲۷، معجم المطبوعات العربية في السعودية ۲/ ٥٣، البيان ع ۱۱۲ ص ۱۰۸، الداعي ع ۱۱ (۱۲۷ه) ص٤٤، من أعلامنا ۲/ ۷۳، عاشوا أيتامًا ۱/ ۸۹.

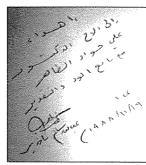

عبدالله سالم باوزير (خطه وتوقيعه)

له: الرمال الذهبية، ثورة البركان، الحذاء، سقوط طائر الخشب، محاولة اغتيال حلم، حفلة في ضوء القمر (يحتوي على سبع تمثيليات للأطفال). وصدرت أعماله القصصية الكاملة عن وزارة الثقافة (٤ قصص)(١).

عبدالله بن سالم الخروصي (۱۳۳۰ – ۱۶۱۸ه = ۱۹۱۷ – ۱۹۹۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله سالم عومر المسلاتي (۰۰۰ - ۱۶۳۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن سالم الكدادي (۱۳۲٤ - ۱۶۰٦ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن سالم اللزامي (۱۳۶٤ - ۱۳۶۱ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله سراج الدين = عبدالله محمد نحب..

(١) بعض معلوماته من: موسوعة الألقاب اليمنية ٧/ ٤٨٥.

عبدالله السريِّع (۱۰۰۰ – ۱۶۲۱ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۰م) دبلوماسي.



من الكويت. عمل في الهيئة العامة للخليج والجنوب العربي، ثم انتقل إلى وزارة الخارجية، وعمل مديرًا لمكتب المساعدات الكويتية في مدينة جوبا (جنوب السودان) عام ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م)، وكان قريبًا من الأهالي، يقدِّم لهم العون، حتى لقب برعبدالله جوبا)! ومُنح الدكتوراه الفخرية من جامعة جوبا، ثم عين سفيرًا في الخرطوم، وموريتانيا، وتوفيِّ في شهر أيار (مايو). أصدر عددًا من الكتب، منها أدبية وأخرى مذكرات، مثل: سنوات في جنوب السودان، الكويت قبل نصف قرن، كنت سفيرًا في السودان.

مجموعات شعرية: السحاب، رفيقة دربي، وحى الخاطر.

ومجموعة قصصية ترجمت إلى الفرنسية بعنوان: فنجان شاي<sup>(٢)</sup>.

عبدالله سعد = عبدالله سعد محمد المعبقي

عبدالله السعد (۱۳۳۰ – ۱۶۱۶ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۲) القبس ٥/٢٠١١/٦م، وكالة الأنباء الكويتية٢٩/ ٥/٠٠٠م.

عبدالله بن سعد الشاعر (۰۰۰ - نحو ۱۳۹۱ه = ۰۰۰ - نحو ۱۹۷۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله سعد محمد المَعْبَقي ( . ۰ ۰ - ۱۹۹۹ م) محرر صحفي.



من اليمن. نسبته إلى منطقة مَعْبَق، مركز إداري تابع لمحافظة لحج. عمل رئيسًا لتحرير صحيفة (الجمهورية) الحكومية الصادرة في تعز، ثم رئيسًا لصحيفة (الشورى) المعارضة، ثم رئيسًا لتحرير صحيفة (الوحدة) الحكومية (الرسمية). وقد تعرَّض للاعتقال والجلد أثناء ممارسته مهنته. مات بعمًان حيث كان يعالج فيها، بتاريخ ١٢ جمادى الآخرة، ٢٣ يعالج فيها، بتاريخ ١٢ جمادى الآخرة، ٢٣



عبدالله المعبقي رأس تحرير صحف (الجمهورية) و(الشورى) و(الوحدة)

(٣) اليمن في ١٠٠ عام ص ٥٠٥، المرصاد ٢٠١١/٧٣م، موسوعة الألقاب اليمنية ٢/ ٨٦٠، ٦/ ٥٤٧ (وفي الموضع الأول من هذا المصدر أنه لقي مصرعه بعد حادث سقوط من أعلى قصر السلطان بحضرموت). العسقلاني، تحذير المسلمين من التشبه

بالمغضوب عليهم والضالين، تحفة البيان في

تحريم الدخان، عقيدة الموحدين والرد على

الضلال والمبتدعين (وهو ٢٠ رسالة مذيلة

بفتاوى)، فضل الجهاد والمرابطة، منهج

المنعم عليهم، الإيضاحات السلفية، تحفة

البيان، تفسير سورة الفاتحة(١).

عبدالله بن سعد المسند = عبدالله بن سعد الشاعر

عبدالله السعداوي (... - ٧٧٤ ١ ٥ = ... - ٢٠٠٧٩)

(تكملة معجم المؤلفين)

# عبدالله بن سعدي العبدلي (١٣٢٥ - ١٩٠٧هـ = ١٩٠٧ - ٢٠٠٤م) عالم سلفي.

من «مسبا» في الباحة بالسعودية. تلقَّى العلم على مشايخ بلدته، ثم طلب العلم في مكة المكرمة، ومنها إلى نجد. حفظ عددًا من المتون، وتخصَّص في فنّ المناظرات. قام بالدعوة والإرشاد في المنطقة الجنوبية بتكليف من الملك عبدالعزيز، وفي شمالها في عهد الملك فيصل، امتنع عن القضاء، استقرَّ بالطائف مدرسًا ومعلمًا. توفي يوم الأحد ١٤ رجب، ٢٩ آب (أغسطس). وفي مصدر قبل يومين منه.

وله كتب، منها: الأخطاء الأساسية في العقيدة وتوحيد الألوهية من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر

عبدالله سعيد باغوث (· · · - 3731a = · · · - ٣ · · ٢٩) (تكملة معجم المؤلفين)

# عبدالله سعيد الزهراني (١٣٥٦ – ١٤١١هـ = ١٩٣٧ – ١٩٩١م)

روائى وكاتب مسرحى.

ولد في مكة المكرمة. درس في مدارس الثغر النموذجية الأميرية بالطائف، ونال شهادة الكفاءة منها عام ١٣٧٤هـ. عمل محاسبًا ومحررًا بوزارة الدفاع والطيران عام تَخرُّجه، ثم رئيسًا لقسم مستودعات الإشارة بالوزارة. عضو مؤسِّس في مجلس إدارة نادي الطائف الأدبي. وله كتابات للإذاعة والتلفزيون.

من أعماله: بنت الوادي وقصص أخرى، حنا علاقة بن مسعديغ لعبدي للناعدين المعينيا وشينغا وإماماكا وشيئع عبليس تزمين بليثة فإعبل اكتفاق مصطفط التكاريب ويعين يعيده فضلف

تذكرة عبور، رجل على الرصيف، القصاص: رواية، ليلة عرس نادية، سلمي (مسلسل إذاعي في ٣٠ حلقة)، فارس من الجنوب (مسلسل تلفزيوني في ١٣ حلقة أسبوعية)<sup>(٢)</sup>.

عبدالله بن سعيد اللحجي ر به ۱۳۱۰ - ۱۱۶۱ه = ۱۲۹۰ - ۱۹۹۹م) فقيه عابد مطَّلع.



ولد في قرية نوبة عياض من قرى كَتْج باليمن. تلقَّى مبادئ العلوم ببلده، ثم دخل المراوعة الشيخ عبدالرحمن بن محمد الأهدل وتلمذ له حتى مات سنة ١٣٧٩هـ وبه تخرج. ثم رحل إلى مكة المكرمة فأخذ عن كبار شيوخها، كالسيد علوي المالكي، والشيخ حسن بن محمد سعيد يماني، وغيرهما. وجاور بمكة حتى مات، في ٢٦ جمادى الأولى. وكان حسن الشمائل، درَّس بالحرم المكي الشريف، وبدار العلوم الدينية، وبالمدرسة الصولتية ثلاثة وعشرين عاماً. صدر فيه كتاب بعنوان: نشوة الشجى في ترجمة شيخنا عبدالله بن سعيد اللحجي/ أحمد بن عبدالعزيز الحداد، الذي جاء فی (۱۱۰ ص) مذیلًا به کتابه "إیضاح القواعد الفقهية"، وقد صدرا عن دار الضياء بالكويت سنة ١٤٢٧هـ.

> (١) موسوعة أسبار للعلماء ٢/ ٦٧٤. وخطه من كتاب الرسائل المتبادلة بين ابن باز والعلماء.

وجنيعته ويشما ومنوق أيساءن يخذى مدير وليسفون بمهابكه بابركذانك فيصابكها ثهنده وإبركسا بكالقاب والماقت المعطولية بالمستواليا وكم كمعوليا كأمسوا وكساب والمتعادة والمساوي العنواني العنولها وكمكم كمسوارك المتعادة والمتعادة والمتعا ولمنترفيصة فامنيض ومرودوانيه ويضعنوص ووليرظافيه أحليت ألمدوج للهجيمية الدحوميكا تدأ نبينباكها اكوس بأ فاضطهم وسلمصا تكرته ونشأ أويزوا لمصارض عروت كمستر الحوليظ والخفعوك بنواليها فابغا كمدولينز تضه بذائل حنواكم احتاطخ وعزكما بالشرخا ليصداع يزمزقا أفيض السديوة فظا قدكتبت (ليكه ووخذا التنصير بمباري المروطة الكغ الميزيد أن يُدكر بكم أن المين للتقعد المعتب والتوجيع بالتواقي حاكان الشركية وأسماداني والمين المسيره الدين المنطاق الكلي المتية تستطيع الميران التنفي النفي في مقدين موليل موليات الغرورية ولعيدة المتمامل أمث كالوافا تستنز هناك علامن لميتوالم الشراكم والمتمارية ووقايتن السيئيان بالعاران قدمود فين الذه ولصلعب للمسافيا لمنزع فأوا للترييج فيعيد فإلزودة مرتب ائيرا لبزيانين فإليوا إلى المتاون وروايخا لليكون فجأن كهرينة كاليلاين تحطيف هيثية مأحد كمين لمنقاص المقبار وهضا لعقله وقدس داما بايسرا هالالعام والعام وتنابيش والاماكان الأعمام المام والعاب المستواع العاملا مذه لتباب ولمنشا ومرالعبن يمطركون فيطوم لم تهولها هيتيقع فمره وسأل الشاش وكابن والكع صيبعا والمصيحة والمبتزي تحصدها وللطيب تدوانشا والعدافين ذا لك أبرالك ببشري مرة أن كانتم كالمنصالمة عرقالت وجدًا لكنج ولمالزي المالام بيكا تدام وينام ومبغ بصائحة وم زخارت المؤلج وينبرسنا ن مطلت منه يقركط علميكا كانترتها بخطيصاك بميلنندل الحيط المنوعة والنترو استعيا فيتحط الميش وأساخ ليلنا بإبهال الرستكي المنوع كوصطون لمراز أليعنوف عادنك ينتفك التدماقية كالهدندان غردن مالفلهضا ووسدونو اوبعل قرتية كونه نعا فالخطاؤ يديم شيخ الصعبقة فتغفلو علية براكم المثاير كونفطا ليظلم بالعفع والعافية لمولعت يشاكل بالمنطق المعامل العام ويما تتيمون المتعالي المتعالية ويحدونه المجام والما والمتعالية والمتعالية المتعالية ا

عبدالله بن سعدي العبدلي (خطه)

الكتب مج ١٢ ع ٢ (شوال ١٤١١هـ)، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ١/ ٤٢٩، من أدباء الطائف المعاصرين ص١٤١. وولادته في المصدر الأخير: ١٣٥٨هـ.

(٢) معجم الأدباء والكتاب في السعودية ط1 ص75، عالم



عبدالله اللحجي (خطه)

وألف كتبًا منها: الأجوبة المكية على الأسئلة الجاوية، منتهى السول شرح وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم (في ٤ مجلدات)، حسنات الزمن في تراجم علماء اليمن، فتح المنان في شمائل شيخنا عبدالرحمن (الأهدل)، منظومة في المغازي، إسعاف أهل الخبرة بحكم استعمال الصائم للإبرة، إعانة ربِّ البرية في تراجم الرواية والرواة، نظم في القيلات المعتمدة في المنهاج للنووي. ومؤلفات أخرى له في المنهاج للنووي. ومؤلفات أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

عبدالله السلال = عبدالله بن يحيى السلال

عبدالله سلام ناجي (۱۳۵۷ – ۱۶۲۰هـ = ۱۹۳۸ – ۱۹۹۹م) کاتب وشاعر حزبي.



من مواليد قرية صبران بقضاء الحجرية في محافظة تعز، حصل على إجازة في الهندسة

 (١) ورقات بقلم الشيخ محمود سعيد ممدوح (إعداد محمد عبدالله الرشيد)، مجلة الحج (جمادى الأولى ١٤٢٢هـ) ص٩٢، معجم المعاجم والمشيخات ٣/ ٦٨، موقع مكاوي ١٩٤٢هـ).

الجيولوجية من جامعة دمشق، وعمل هناك بوزارة النفط، عاد ليعمل بشركة النفط اليمنية، وشارك في تأسيس الاتحاد العام لطلبة اليمن، واتحاد الكتاب اليمنيين. كما عمل مديرًا لتحرير مجلة «الحكمة»، ونائبًا لرئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء، وكان من مؤسسي حزب البعث فرع اليمن. مات في ١٨٨ صفر، ٢ يونيو. له: نشوان والراعية، ملحمة الدودحية، رسالة من دثينة، سلام للفهم، الجبل، البراغيث (رواية)، الواقع والانتماء في الشعر اليمني الحديث، ديوان عبدالله سلام ناجي. وذكر أن أعماله الكاملة كلها (تحت الطبع)(٢).

### عبدالله سلامة الجهني (۱۳۲۹ – ۱۰۶۱ه = ۱۹۳۰ – ۱۹۸۹م) کاتب

من مواليد المدينة المنورة. حصل على شهادة دبلوم التربية العالي، وعمل بإدارة التعليم. قضى معظم حياته في البحث والكتابة في الصحف والمحلات المحلية وتأليف الكتب. من كتبه المطبوعة: أفكار بيضاء، نظرة عالمية نحو الإسلام، علم الأنساب، تفسير سورة الماعون، تفسير سورة الفاتحة، طلبة البعثات السعودية في المرآة (مع عبدالرحمن التونسي، تقديم وإخراج) (٣).

## عبدالله سلطان الكليب (١٣٤٤ - ١٤١٠ = ١٩٢٥ - ١٩٩٠م) من أعلام الدعوة الإسلامية، ووجوه البرِّ والإحسان.

(٢) موسوعة شعر الغناء اليمني ٦/ ١٠٣، اليمن في ١٠٠ عام ص٣٤٨، الحكمة (اليمن) ع٢١٤ ص١٩٠، معجم البابطين لشعراء العربية.

(٢) معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٣١، الفيصل ع ١٤٥ (رجب ١٤٠٩هـ) ص١١٢، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ١/ ١٧١ مع إضافات.



من أسرة عريقة بالكويت. نشأ على الاستقامة ومكارم الأخلاق، وكان والده عضوًا في أول مجلس للمعارف سنة ١٣٥٤هـ. تعلم في مدرسة الشيخ محمد العجيري، ثم في مدرسة إبراهيم العريض بالبحرين، ثم في مدرسة المباركية بالكويت. وأخيرًا في مدرسة الأحمدية، ثم مارس الأعمال الحرة، وتقلد بعض الوظائف، آخرها وكيل وزارة البريد. وكان من المؤسِّسين لجمعية الإرشاد الإسلامي، التي أصبحت فيما بعد جمعية الإصلاح الاجتماعي، وقد عقدت أول اجتماعاتها للتأسيس في ديوان والده، وواصل جهوده مع الحمعية في بواكير نشأتها، وذهب مع الحاج عبدالرزاق المطوع إلى مخيمات اللاجئين بالأردن في السبعينات الهجرية، موفدين عن الجمعية لتوزيع المعونات على اللاجئين الفلسطينيين، فكانوا بذلك أول من اهتم بمم، ومن سنَّ سنة حسنة في رعايتهم. وتعدُّ اهتمامه إلى مناطق أخرى في العالم الإسلامي. وكان ذا رأي سديد واطلاع واسع، وخصوصًا في القضايا الإسلامية، ومولعًا بتتبع المؤامرات الصهيونية وفروعها كالماسونية وسواها.. مما أطلعه على كثير من الحقائق المذهلة التي لم يمهله الأجل لتسجيلها أو كشفها. وظل على وفائه للإسلام، والتزامه بدعوة الإخوان المسلمين، وعاش بقية حياته عازفًا عن الدنيا، مقبلًا على الآخرة، مكثرًا من الصيام...(١).

(٤) الجتمع ع ٥٦٢ (١٤١٠/٧/٣)، وع ١٢٨٠

ومن عناوين كتبه: قراءة في ملف الأزمات

العربية، ملامح من عصر ابن أبي ربيعة،

عبدالله بن سليمان بن حميد (7771 - 3.312 = 3.81 - 31814)

ولد في بريدة بالسعودية، بدأ بطلب العلم على مشايخ آل سليم، حتى أدرك وصار

من العلماء. رشحه شيخه عمر بن محمد

آل سليم للقضاء في البرك، ثم تنقل في

محاكم تهامة، فصار رئيسًا لمحكمة القنفذة،

ثم رئيسًا لمحكمة جيزان، ثم نقل رئيسًا

لحكمة البكيرية، ثم رئيسًا لهيئات الآمرين

بالمعروف في القصيم. وكان له نشاط في

أفكار بلا زمن<sup>(۲)</sup>.

عالم قاض.



عبدالله سلطان الكليب من مؤسسي جمعية الإصلاح الاجتماعي

عبدالله سلوم السامرائي (١٣٥٠ – ١٤١٦هـ؟ = ١٩٣١ – ١٩٩٦م) إعلامي دبلوماسي.



ولد في سامراء، حصل على الدكتوراه من جامعة عين شمس بالقاهرة، تقلد عدة مراكز ومسؤوليات، فكان أستاذًا جامعيًا، وزيرًا للثقافة والإعلام، وسفيرًا.

له من المؤلفات المطبوعة: الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية، القاديانية والاستعمار الانكليزي، الله والإنسان، الاسلام والقومية، الإسلام والأممية، جدار الخوف (رواية)، حوار في الاقتصاد بين الإسلام والماركسية والرأسمالية، الشعوبية حركة مضادة للإسلام والأمة العربية (أصله رسالة ماجستير)، محاضرات في تاريخ العرب قبل الإسلام وحياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (بالاشتراك)، من الحركات التحريفية في الإسلام، الولايات المتحدة الأمريكية والتآمر على الأمة العربية، الفرق الغالية في الدولة العباسية من القرن الثالث حتى القرن الخامس الهجري (دكتوراه)(١١).

عبدالله بن سليمان الحصين (7071 - P731a = 77P1 - 1.17g) تربوي، محرر صحفي وإعلامي.



من مواليد مدينة شقراء بالسعودية. حصل على دبلوم المعهد العالي التابع للجامعة العربية بالقاهرة، بعد أن حصَّل إجازة من كلية الشريعة بمكة المكرمة. عمل في المديرية العامة للإذاعة والصحافة بجدة، وكان أول من افتتح مكتبًا للصحافة في الرياض عام ١٣٧٧هـ، وأشرف على مجلة الإذاعة التي أصدرتها المديرية. انتقل إلى جدة ليعمل مساعدًا للمدير العام للتعليم، ثم كان مديرًا عامًا لإدارة البعثات الخارجية بوزارة التعليم العالي، فمستشارًا منتدبًا بجامعة

> الملك عبدالعزيز بجدة، ثم كان رئيسًا لتحرير جريدة المدينة (١٤١٦هـ)، وشارك في مؤتمرات إسلامية وتربوية داخل وخارج بلده، وله كتابات ومساهمات صحفية في الصحف المحلية. توفي بالمدينة في ٢٣ من شهر ربيع الأول، ۲۹ آذار (مارس).

الدعوة والإرشاد والنصح، وقد تولى في آخر حياته الإشراف على مدارس تحفيظ القرآن بالقصيم، وكان يجلس للتدريس في آخر حياته لما استقر به المقام في أحد مساجد بريدة، والتف عليه عدد غير قليل من



خط وتوقيع عبدالله بن سليمان الحميد

الطلبة، ونفع الله بعلمه. توفي يوم الاثنين ٣ جمادى الآخرة.

صدر فيه كتاب بعنوان: نبذة عن حياة

(٢) الجزيرة ع ١٢٩٦٩ (٢٤/٣/٢٤هـ)، فقد ورثاء ص٢٨٤، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٣٩، دليل الكاتب السعودي ص١٥٧، معجم الصحفيين في السعودية ١/ ٢٣٩، من أدباء الطائف المعاصرين ص٣٧٣٠.



عبدالله الحصين عمل رئيسًا لتحرير (المدينة)

١٥٦، في وداع الأعلام ص١٥١.

(١) موسوعة أعلام العراق ١/ ١٣٤، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٣٢٦، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/

الشيخ عبدالله بن سليمان الحميد: من علماء القصيم/ بقلم ابنه علي بن عبدالله الحميد.

ومن تآليفه: نصيحة عامة، الأربع الرسائل المفيدة (وهي: نصيحة المسلمين عن بدع المبتدعين الضالين، رسالة في الربا والتحذير منه، رسالة الهدية الثمينة فيما يحفظ المرء به دينه، رسالة حسن الإفادة إلى طريق السعادة)(١).

عبدالله سليمان العوض (١٣٥٣ - ١٤٣٣هـ = ١٩٣٥ - ٢٠١٢م) خبير صحي وناشط متطوع.



من السودان. حاصل على إجازة في الطبّ من جامعة الخرطوم، ودبلوم في صحة المجتمع من جامعة دندي ببريطانيا، وماجستير من جامعة لندن. عمل أستاذًا بوارارة عمل أستاذًا الصحة في نيجيريا، ثم السعودية، وفي منظمة الصحة العالمية بعدة بلدان، ثم كان أستاذًا للإغاثة»، ورأس مجلس إدارتها، كما أسس الرواسي ومنظمة الحكمة للرعاية الصحية اللوائية، وكان نائب رئيس المجلس الإفريقي للمنظمات التطوعية، ونائب رئيس المجلس العالمي العالمي للمنظمات التطوعية، توفي في الثاني العالمي للمنظمات التطوعية، توفي في الثاني من شهر ذي القعدة، ١٧ سبتمبر (٢).

(۱) علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم ٢/ ٣٤٣، تاريخ القضاء والقضاة ١٠٣/٣.

(٢) موقع الوكالة الإسلامية للإغاثة (بعد وفاته).

## عبدالله سليمان العويد (١٣٤٣ – ١٩٢١ه = ١٩٢٤ – ٢٠٠٠م)

إعلامي ريادي. لقب بـ«طامي».

ولد في بريدة بالسعودية. رافق في صغره حملات العقيلات المشهورة إلى شمال الجزيرة، ألحق بالجيش الفرنسي في الشام، أول من أسَّس إذاعة خاصة في الرياض نحو متعددة بدأها براإذاعة طامي المذكورة، ويذكر أنه حوَّل الراديو إلى ترانسستر يعمل بالبطارية الصغيرة بدل الكبيرة، عمل مدة قصيرة بوزارة الإعلام بعد توقف إذاعته، ثم تفرغ للعمل الخاص. مات في ١٢ جمادى تفرغ للعمل الخاص. مات في ١٢ جمادى



طامي (عبدالله بن سليمان العويد) مع إذاعته على سطح منزله بالرياض

عبدالله بن سليمان الغاطي (١٣٤٠ - ١٤٢١ه = ١٩٢١ - ٢٠٠٠م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن سليمان الفاضل (١٣٥٦ - ١٤٣٠هـ = ١٩٣٧ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن سليمان المسعري (١٣٣٦ - ١٤٢٥ه = ١٩١٨ - ٢٠٠٤م) عالم أديب.

(٢) الشرق الأوسط ١٢ سبتمبر ٢٠٠٠م، أعلام القصيم ص٢٧٢.

ولد في بلدة حوطة بني تميم بالسعودية. طلب العلم، وحفظ القرآن الكريم وهو فتى، والتحق بحلقة مفتي السعودية محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكان يقرأ للشيخ عبدالعزيز بن باز وعبدالله بن حميد لكوفما ضريرين، وكانا معه في الحلقة. نال إجازة من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والماجستير في آداب اللغة العربية، وعينه الملك سعود عام ١٣٨١هـ رئيساً لديوان المظالم، وأقره الملك فيصل، حتى تقاعده منه عام ١٣٩٥هـ. وشارك في الجهود الإصلاحية، ولقي متاعب لأجل ذلك، حتى وفاته يوم الثلاثاء ١٤ جمادى الأولى، المكتاب: من أدب الرثاء(1).

عبدالله السماوي = طه أحمد السيد السماوي

**عبدالله سمير** (۱۳۱۰ – ۱۳۹۸ هـ = ۱۸۹۲ – ۱۹۷۸) صيدلي جيولوجي.

ولد بمدينة بربنيون الفرنسية، وكان اسمه السابق هنري راينود. حصل على الدكتوراه في الصيدلة، وإجازتين في العلوم، عمل في المغرب بصفته قبطانًا صيدليًا بالمستشفى العسكري بمراكش، وافتتح صيدلية بجامع الفنا. أسلم، وأدى فريضة الحج، وحصل على الجنسية المغربية سنة ١٣٨١هـ وغيرً اسمه. وكان مثقفًا موسوعيًا، فقد كان

(٤) حلقة عنه (يوتوب) نشرت بتاريخ ٢٠١٣/٧/١١م.

مع تخصصه دارسًا للجيولوجيا، والتاريخ، والموسيقى، مع دراية بلغات قديمة، كالهيروغليفية، والأكادية، والآشورية، ولغة المايا. ومات بمراكش في ٢٦ ذي القعدة، ٢٦ أكتوبر.

له كتب مطبوعة بالفرنسية، وأخرى مخطوطة، وله مخطوط مبتور حول الميتولوجيا المقارنة، وآخر حول المغرب وشمال إفريقيا (ما قبل التاريخ والتاريخ القديم) كما ألف مقطوعات موسيقية لآلة البيانو التي كان يعزف عليها(١).

عبدالله سنان المحمد (۱۳۲۸ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۸۶م) أديب شاعر، إداري.



ولد بالكويت، وأدخل الكتّاب حتى حفظ بعض أجزاء القرآن، ثم انتقل إلى المدرسة الأحمدية، عيّن بعدها مدرسًا بمعارف الكويت، ثم مارس التجارة، وأثناء الحرب كلف بالعمل في إدارة التموين، إلا أنه تركه وسافر إلى الهند ليعمل محاسبًا لدى أحد التجار، عاد بعدها وطاف بين دوامة الوظائف، حتى كان مدير الشؤون الإدارية بإدارة الأوقاف. افتتح مكتبة أدبية وأدارها بنفسه، وكان أحد الأعضاء البارزين في بنفسه، وكان أحد الأعضاء البارزين في ومثّل الرابطة في عدة مؤتمرات أدبية، عربية وغير عربية. وكان يزوّد الصحف والمحلات وغير عربية. وكان يزوّد الصحف والمحلات بقصائده بين حين وآخر.

(١) معلمة المغرب ١٥/ ١٣١٥.



عبدالله سنان من الأعضاء المؤسسين لرابطة الأدباء في الكويت

صدر كتاب فيه بعنوان: عبدالله سنان ومختارات/ بقلم خالد سعود الزيد وعبدالله العتيبي.

ومن مؤلفاته الشعرية: نفحات الخليج، وهو عنوان عام لمجموعات شعرية هي: بواكير، الله والوطن، الإنسان، الشعر الضاحك، أما الجزء الخامس من الاسم العام نفحات الخليج فقد كان تحت عنوان "عمر وسمر" وهي مسرحية (٢).

عبدالله السويسي (۱۳۲۷ – ۱۶۲۱ه = ۱۹۰۹ – ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

# عبدالله السيد أحمد حجاج (٠٠٠ - ٢٠٠٧م)

كاتب وناشر إسلامي ومحقق سلفي. من مصر. صاحب مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة. كتب وحقق قبل أن ينشئ داره، كتب في موضوعات إسلامية كثيرة، من عقيدة وفقه وحديث وفتاوى ورقائق، وحقق كتبًا للسلف، وأظهر كتبًا للسلفيين وحققها.

من مؤلفاته التي وقفت على عناوينها: أحكام الحيض والاستحاضة ومذاهب العلماء في ذلك، أحكام النساء في الطهارة

(٢) أدباء من الخليج العربي ص١٨٧، الفيصل ع ٩٤ (ربيع الآخر ١٤٠٥م)، وفي المصدر الأخير تاريخ ميلاده عام ١٩١٧م، أعلام الأدب العربي المعاصر ٢/ ٧٥٠، أدباء المؤتمر ص١٠٠، أدباء وأديبات الكويت ص١١٠ وورد اسمه في هذا المصدر «عبدالله سنان محمد السنان» وأن ولادته ١٩١٧م، أعلام الشعر في الكويت ص٢٢٧٠

والصلاة، الإسراء والمعراج من فتح الباري، التوبة لابن تيمية (تحقيق), عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة للصابوني وآخرين (إعداد)، علامات القيامة الكبرى، فتاوى ورسائل للنساء لابن عثيمين (جمع وترتيب)، فقه النساء، مجموعة الفتاوي والرسائل والأجوبة: خمسون رسالة في التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب (إعداد)، مختصر شعب الإيمان للقزويني (تحقيق)، مختصر الترغيب والترهيب لابن حجر العسقلاني (تحقيق)، إكرام الضيف لإبراهيم الحربي (تحقيق)، الأشربة لأحمد بن حنبل (تحقيق)، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فضائح الترابي، عمل اليوم والليلة لابن السنى (تحقيق). وكتب أخرى له أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين).



عبدالله السيد شرف (١٣٦٤ - ١٤١٥ه = ١٩٤٤ - ١٩٩٥م) أديب شاعر.



من مواليد قرية الصناديد التابعة لمحافظة

الغربية بمصر. والده عالم أزهري. حصل على الثانوية الأزهرية، وتخرَّج في كلية التجارة. شارك في تأسيس محلة «أصوات معاصرة» عام ١٤٠٠هـ. وكان يُقيم في منزله ندوة عقب صلاة الجمعة، ويدعو الأدباء إلى الملتقى الأدبي السنوي الذي يقيمه في بيته أيضًا. وكان مصابًا بضمور الأطراف, كتب مقالات إسلامية، واحتفظ بمكتبة ضخمة، ورثها من أبيه وأخيه، وأضاف إليها آلاف الكتب الجديدة. وعُدَّ واحدًا من أبرز المدافعين عن شعر التفعيلة الذي كتب به معظم قصائده. وإلى جانب الشعر مارس كتابة المقالة، كما أنجز موسوعة للشعراء المحدثين في مصر ما بين عامی ۱۹۰۰ – ۱۹۹۰م، صدرت عام ٤١٤ هـ بمساعدة من هيئة جائزة البابطين الكويتية. ومات في ١٣ ذي القعدة، ١٢

دواوينه: العروس الشاردة، الحرف التائه، الفافلة، قراءة في صحيفة يومية، الانتظار والحرف المجهد، تأملات في وجه ملائكي، مملكتان، ديوانه (بعد وفاته).

المخطوطة: أعماله الشعرية الكاملة، موسوعة شعراء مصر (۲ ج)، شعراء مصر (من ١٩٩٠ م مختصر من موسوعة شعراء مصر) مطبوع(١).

عبدالله السيد عبدالجواد خليل (۲۰۰۰ – ۲۲۲۱ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۵م) باحث تربوي.

(۱) موقع منتدى القصة العربية ٢٠٠٤/٦/٦ م، مجلة الحوس الوطني ع ١٩٤ (محرم ٢١٤١هـ) ص ٩٤، مجلة الأدب الإسلامي ع ١٥ ص ٨٠٠، وس ٢ ع ٦ ص ٨٠٠، الفيصل ع ٢٣٣ (محرم ٢١٤١هـ) ص ١٢٣٣.



من مصر. حاز شهادة الماجستير في اقتصاديات التعليم من قسم أصول التربية بجامعة أسيوط عام ١٣٩٧هـ، والدكتوراه في التخطيط للتعليم، أستاذ ورئيس قسم أصول التربية في كلية التربية بجامعة أسيوط، في كلية التربية بالوادي الجديد، أستاذ في كلية التربية بالطائف التابعة لجامعة أم القرى، أشرف وناقش رسائل جامعية عديدة، أسهم في تطوير قسم العلوم التربية والأبحاث بجامعة أم القرى.

نشر عدة أبحاث في مجال التخطيط، واقتصاديات التعليم، والنظرات الإسلامية للتربية، وتربية الطفل المسلم، والتعليم من المهد إلى اللحد، واستخدام الإحصاء في العلوم الاجتماعية.

توفي أوائل شهر جمادى الأولى، يونيه (حزيران).

له من الكتب: الإدارة والإشراف التربوي (بمشاركة أحمد عبدالباقي البستان ووصفي عزيز)، مبادئ القياس والتقويم في البيئة الإسلامية (مع فهد عبدالله الدليم ومحمد إسماعيل عمران)، الإدارة التربوية والتخطيط التربوي، الوظائف الإقتصادية والاجتماعية في مجال التعليم (مع فهد الدليم ومحمد في مجال التعليم (مع فهد الدليم ومحمد بعنوان: نظام الساعات المعتمدة في المدارس بعنوان: نظام الساعات المعتمدة في المدارس عبدالوهاب ظفر)، ورسالته في الماجستير: الفاقد الكمي في المرحلة الابتدائية في

جمهورية مصر العربية<sup>(٢)</sup>.

## عبدالله أبو سيف البشاري (١٣٦١ - ١٤٢٢ه = ١٩٤٢ - ٢٠٠٤م) أستاذ جامعي عالم.

من ليبيا. حصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية والقانون من جامعة الأزهر. عين خطيبًا في القاهرة وهو طالب بالثانوي، اعتقل وعدّب وطرد هو وعائلته من مصر، فهاجر إلى ليبيا. عين وكيلًا لكلية القانون والشريعة الإسلامية بجامعة قاريونس، وطُرد منها عام ٥٠٤ اهد لمنعه الاختلاط بين الشباب والفتيات. اتجه إلى التدريس في معهد الدراسات المالية فحورب فيه كذلك حتى تركه، ثم كان أستاذًا في جامعة أجدابيا. وكان خطيبًا، ويلقي الدروس في المساجد، حتى مُنع من الخطابة والتدريس. ولم يضع يده في يد ظالم. توفي يوم الثلاثاء ولم يضع يده في يد ظالم. توفي يوم الثلاثاء

عنوان رسالته الجامعية: عبدالرحمن بن القاسم العتقى وأثره في الفقه الإسلامي<sup>(٦)</sup>.

## عبدالله سيف الدين غيث (١٣٤٩ – ١٤١٣هـ = ١٩٣٠ – ١٩٩٣م) ممثل مشهور.



من كفر شلشمون التابع لمنيا القمح بمحافظة الشرقية. حصل على دبلوم معهد

(۲) ترجمته من كتابه «مبادئ القياس والثقويم» مع إضافات.
 وصورته من موقع كلية التربية بالوادي الجديد.

(٣) موقع ليبيا جبل، ونقلت محتواه من موقع الهدهد: عرك البحث العربي، في شعبان ١٤٣٢هـ.

الفنون المسرحية عام ١٣٧٥ه، وبدأ في التمثيل منذ الستينات الميلادية، وكان نشاطه التمثيلي في المسرح القومي، وعُدَّ من أبرز الفنانين العرب، قدَّم أعمالًا مميزة في المسرح والسينما والتلفزيون، وخاصة البطولات التاريخية والفتوحات الإسلامية، وشارك في فيلم عمر المختار، والرسالة. وكان يجيد تقمص الشخصيات ويتكلم بثقة وفصاحة مع صوت فخم، وحصَّل جوائز، مات في ١٠ رمضان، ٣ آذار (مارس)(١).

## عبدالله سيف الدين الكاتب (١٣١٤ – ١٤٠٣ هـ = ١٨٩٦ – ١٩٨٣م)

أحد رواد الجراحة الحديثة في مصر. ولد في دمنهور. حصل على دبلوم الطب والجراحة من مدرسة طب قصر العيني، وإجازة من الكلية الملكية للأطباء بإنجلترا، وزمالة الكلية الملكية للجراحين بها. عين بمستشفى قصر العيني، أنشأ أقسام والأعصاب والأوعية الدموية، وأنشأ معهد السرطان. ووضع نواة إعادة بناء مستشفى قصر العيني. عميد كلية الطب بجامعة القاهرة من عام ١٣٧١ – ١٣٧٤هـ. عضو الجمعية الدولية للجراحين، ورئيس جمعية الجراحين المصرية. حاصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وعلى جائزة الدولة التقديرية (٢).



عبدالله سيف الدين الكاتب أنشأ معهد السرطان

## عبدالله شاكري (۱۹۱۰ – ۱۹۱۰ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۹۴م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله شامل = شامل باساييف

أبو عبدالله الشامي = نور الدين الشامي

عبدالله شحاتة = عبدالله محمود شحاته

عبدالله الشدياق (۱۰۰۰ – ۱۹۱۳ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۹۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله الشريدي = عبدالله هشام الشريدي

عبدالله شريًط (۱۳۳۹ – ۱۶۳۱ هـ = ۱۹۲۱ – ۲۰۱۰م) فكر.



من مواليد بلدية مسكانة في ولاية أم البواقي بالجزائر. تعلم في مدرسة جمعية العلماء المسلمين في تبسة، وحاز شهادة في الفلسفة من جامع الزيتونة بتونس، وإجازة في الفلسفة من جامعة دمشق، كتب في جرائد تونسية حول أوضاع الجزائر، وعمل في ديوان الرئاسة مع بورقيبة وإن كان معارضًا لتوجهات سياسية لديه، وعاد إلى التدريس بعد بضعة أشهر. رجع بعد الاستقلال إلى الجزائر، وساءت العلاقة بينه وبين الرئيس ابن بله، وعمل في تأليف الكتب المدرسية بوزارة التربية، ثم درًس

الأدب بالجامعة، وشارك عام ١٣٩٤هـ في تأسيس اتحاد الكتّاب الجزائريين، وحدثت صدامات بينه وبين وزير التربية مصطفى الأشرف، الذي كان يكتب مقالات ضدَّ العربية والمعرِّبين وضدَّ المدرسة العربية، واتحم المترجم له بالرجعية وما إلى ذلك لدفاعه عن اللغة العربية. وذكر أنه متأثر بالفلاسفة القدامي أرسطو ومدرسته، وبالفلسفة الإسلامية بالمعتزلة، ثم بفكر ابن خلدون، الذي حصل في موضوع «الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون» على الدكتوراه عام ١٣٩٢ه من معهد الفلسفة التابع لجامعة الجزائر. وتوفى في شهر رجب، مطلع يوليو. وترك (١٦) كتابًا، منها: الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية، تاريخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب، شخصيات أدبية من المشرق والمغرب (مع أبي القاسم محمد كرو)، عصر القيروان مع (السابق)، الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون، من واقع الثقافة الجزائرية، نظرية حول سياسة التعليم والتعريب، وديوان شعر واحد بعنوان: الرماد. وقد صدرت أعماله الكاملة في (٧) مجلدات<sup>(۳)</sup>.

عبدالله شمس الدين (١٣٤٢ – ١٣٩٧هـ = ١٩٢٣ – ١٩٧٧م) شاعر التوحيد.



(٣) ترجمته مستنتجة من لقاء أجري معه في (صوت الأحرار) يومية جزائرية، ١٢ مايو عام؟ حاوره عدة فلاحي، معجم الشعراء الجزائريين ص٤٨٤.

<sup>(</sup>١) أهل الفن ص٣٣٨. مع إضافات. ٢٠> أولاد مو. في القرن العشيد، صـ ٣١٨، حكماء ق

 <sup>(</sup>٢) أعلام مصر في القرن العشرين ص٣١٨، حكماء قصر
 العيني ص١٧٥٠.

ولد في القاهرة، وبما نشأ. التحق بالأزهر الشريف ولكنه لم يكمل تعليمه، فعمد إلى العمل مصححًا للغة العربية بمطابع السكة الحديد، ثم كان مستشارًا ثقافيًا بالمجلس الأعلى للشبان المسلمين، وعضوًا في لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للفنون والآداب، إلى الشعر بالمجلس الأعلى للفنون والآداب، إلى كان أحد أبطالها المبرزين. ثم تحولت قواه البدنية إلى قوى روحية، فكان غنيً النفس كريم اليد، متمسّكًا بالإسلام، داعية بشعره إلى التوحيد، حتى لقب بشاعر التوحيد، وبالشاعر الرهيب، ونظم (١٢٠٠) قصيدة كلها في الإيمان والإسلام، وهو صاحب كلها في الإيمان والإسلام، وهو صاحب النشيد المشهور:

الله أكبر فوق كيد المعتدي والله للمظلوم حير مؤيسيّد أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي بلدي ونور الحق يسطعُ في يدي

نظمه أثناء انتصار مصر على العدوان الثلاثي، ولاقى صدى واسعًا في إذاعات العالم العربية والإسلامية، فكان يردده الجيش والشعب وكل عربي ابتهاجًا بهذا النصر. وفي إحدى أمسيات عام ١٣٧٩هـ وفي غمرة فرحة الوحدة المصرية السورية عُقدت ندوة شعراء العروبة بدمشق، ودبّرت الشيوعية مكيدة بتجاهل دعوة الشاعر، لئلا يُسمَع للإسلام صوت ولا صدى في هذه الندوة الكبيرة، وكان آنذاك وزير التعليم المركزي الوزير الوطني الحر كمال الدين حسين، الذي قال لعبدالناصر مرة في وثيقة تاريخية «اتق الله»! عندما استعرض الوزير الشعراء ولم يجد بينهم الشاعر على الرغم من أن نشيد الافتتاح كان نشيد «الله أكبر»، عرف المكيدة الحمراء، وطلب تأجيل الندوة حتى يحضر من مصر، بل خصَّص طائرة حربية لإحضاره، واستقبله الوزير نفسه محييًا ومعتذرًا إليه، فكان

بجواره! وجعل القذافي هذا النشيد له ثورة الفاتح"، وكُتبت له مكافأة قدرها ألفا دينار، لكن شخصية مصرية حمراء تطوّعت لتكتب أن الإذاعة المصرية اشترت حقوق النشيد منه، وأن بالإمكان الحصول عليه بحانًا، فقال الشاعر يومها: «الحمدلله الذي أنقذني من دنانير القذافي، إنه حميد بحيد». وعندما تمكنت الفكرة الاشتراكية في ليبيا أطلق زئيره فوق منبر المؤتمر العالمي للشباب في ليبيا بقصيدته الجحلجلة «حتمًا سيعود الإسلام»:

يا أهل الأرض وذا أملل يما أهل الأرض وذا أملل يمليه علي الإلهام ستعود القدس لنا حتمًا حتمًا وسيعود الإسلام ستهب من القدس رياح تُردي الطغيان الشرقيًا وتهب مع النصر بطاح تطوي المكر الصهونيًا تطوي المكر الصهونيًا

وكانت الأصابع الشيوعية تحركت لإنزال الشاعر من الطائرة قبل أن تُقلع من القاهرة، لولا تدخل الشيخ أحمد حسن الباقوري، الذي كان رئيسًا لوفد مصر إلى هذا المؤتمر، وقال بالحرف: «يسافر على مسؤوليتي الشخصية». وقد توفي بعد عودته من المؤتمر في ٢٣ ربيع الأول، ١٣ آذار مارس.

وكانت معظم تسابيحه دمعات على المحراب، وطرقات على الأبواب، في همسات السَّحر، تراه يناجي الجليل، ويقول: ثقل العبءُ يا إلهي عَليَّا

وتهاوتْ عزيمتي من يديــًا أنا عبدٌ وليس للعبدِ حولٌ ومن الضعف قد بلغتُ عِتيًــًا

ويقول:

یا نفسس لاح مشیبی یا نفسس بالله توبسی

ماذا تـريـديــن منـــــي وقــد رأيـتِ شحـــــوبي



نوقشت في شعره رسالة ماجستير بكلية الغربية في القاهرة.

وله من الشعر المخطوط أضعاف ما نشر، ومما طبع له ثلاثة دواوين، هي: الله أكبر، أصداء الحرية، وحي من النور. وله ملحمة شعرية بعنوان «عصا الراعي». وديوان "الشفق الغارب" لم يُذكر وضعه(١).

عبدالله الشهراني = عبدالله بن محمد الشهراني

عبدالله الشيتي = عبدالله محمد الشيتي

عبدالله الشيخ محمد البشير (۱۳٤٩ - ۱۹۲۱هـ؟ = ۱۹۳۰ - ۱۹۹۵م) شاعر كاتب.



ولد في قرية أم درق بالولاية الشمالية في السودان، حفظ القرآن الكريم، والتحق بالمعهد العلمي بأم درمان، ثم حصل

(۱) المستقبل الإسلامي ع ۱۸۲ (جمادی الآخرة ۱٤۲۷هـ) ص۱۲، معجم الأدباء الإسلاميين ۲/ ۲۹۹، الحركة العلمية في الأزهر ۲۰۲۳. ولد في قرية بردُّون من محافظة ذمار

باليمن. أصيب بالعمى وعمره

(٦) سنوات. تدرج في المراحل التعليمية بعد

أن أكمل حفظ القرآن. التحق بدار العلوم

بصنعاء، احترف المحاماة مدة من الزمن

بعد التخرج، عمل مدرسًا للأدب العربي

بدار العلوم بصنعاء، ثم التحق بالإذاعة،

وتخصص في البرامج الثقافية، إعدادًا

وإخراجًا، وكان قبل وفاته يشغل منصب

«رئيس لجنة النصوص» بالإذاعة، مارس

الكتابة من خلال ثلاث صحف أسبوعية

هي: سبتمبر، والوحدة، والثورة. وكان أول

رئيس لاتحاد الكتاب اليمنيين (١٣٩٤هـ).

كما عمل مشرفًا ثقافيًا على محلة الجيش،

وصاحب مقال أسبوعي في صحيفة الثورة

بعنوان: شؤون ثقافية. وتُرجمت أعمال له

إلى الإنجليزية والفرنسية. وذكر صديق له

في لقاء معه أنه كان يساريًا، وقال: «من

الصعب أن أقول بأنه كان شيوعيًا». وقد

كرِّم وحصَّل جوائز، وسافر إلى العالم العربي

وموسكو. مات في صنعاء يوم الاثنين ١٩

جمادي الأولى، ٣٠ أغسطس (آب).

على العالمية من كلية اللغة العربية بالأزهر الشريف، ودبلوم التربية من جامعة عين شمس. اشتغل معلمًا للغة العربية والتربية الإسلامية بالمدارس الثانوية بالسودان،

وباحثًا بالمحلس القومي للآداب والفنون (بالانتداب). رئيس جماعة الأدب السوداني، واتحاد الأدباء السودانيين، ورابطة معلمى التربية الإسلامية واللغة العربية، ولجنة النصوص بالإذاعة السودانية. نشر بعض شعره في الجحلات والصحف العربية. شارك في مؤتمر التربية الإسلامية بمكة المكرمة ٤٠٢هـ، ومهرجان الحداثة بالقاهرة ٤٠٤ هـ، ولقب بشيخ الشعراء؟ من مؤلفاته: دراسات في شعر التيجابي يوسف، التربية في الخلوة والمسجد، معلمو اللغة العربية اجتماعيًا، أبطال بلا زاد (ملحمة شعرية)<sup>(۱)</sup>.

عبدالله صالح الأشطل (1071-07312=.381-3..74) دبلوماسی، کاتب، شاعر، حزبی.



ولادته في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء باليمن. حصل على الماجستير في الاقتصاد

(١) معجم البابطين ٣/ ٣٣٢، تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص٢٤٠ (ومنه تأريخه)، معجم المؤلفين السودانيين ٢/٩٠٣٠

ينهم - أخى - ثاريرورنيك فالدفعة الم فيك برايس إبداعا وارشاء سِلانَ فَيَا سِلِهُ إِعَارِفُولِهِ مَنْنَى لا مُرَّارٌ وَمَسْلِيهُ الأَمْرَارِ نَهُمَاءُ رمار مَدركَ تَحْوِي لِلْكَا أَجْمَعَ لِللَّهِ الْمُلْتِينِينِ مُرْوَقاً واللَّمْسَاءُ فَلَنْنَ تَدْح للأضيان إِسْرَلُوا بِمَ وَكُنْتُ تَبْسِيم لِلطِّينِ إِنْ نِنَاء يأتك في المصنك تمير مناقته من الهيم من وحارًا مرًّا ، فتيلعَّى منك ماشاء عَيْنَى لَاتْ. حاراُت اسْتَى وأُ هَرَيِس ١٠ مُعاهديدا بَسَنُوْاللعلم أُبهاء صُ الأولى رَقْدَالأمال رابتهم رن مَكُونَةً فيضفاف لعينيك

## عبدالله الشيخ البشير (خطه)

والعلوم السياسية من الجامعة الأمريكية ببيروت. عاد ليعمل في البنك اليمني للإنشاء والتعمير، ثم كان عميد السلك الدبلوماسي العربي ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، أمضى نحو (٣٠) سنة في منصبه بنيويورك، حيث عيِّن مندوبًا دائمًا لليمن الجنوبي، ثم سفيرًا لليمن بعد توحيد شطريها. عُرف بجهوده في محال التنمية الإنسانية والتطوير، وكان كاتبًا وشاعرًا، متمكنًا من اللغة الإنجليزية، وعضوًا نشطًا في حركة القوميين العرب في الستينات الميلادية، وأصبح المسؤول عن فرع الحركة آب (أغسطس) بنيويورك(٢).

في اليمن، وعضو الحزب الديمقراطي الثوري اليمني. توفي يوم الخميس ١٠ رجب، ٢٦

عبدالله صالح البرَدُّوني (A371 - +731a = P7P1 - PPP1a) شاعر مشهور، أديب وناقد يساري.



(٢) الحياة ع ١٥١٢٨ (٢/٧/١٢هـ) والشرق الأوسط بالتاريخ نفسه، معجم البلدان والقبائل اليمنية ١/ ٧١، موسوعة الأعلام للشميري.



#### اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين

عبدالله البردوني أول رئيس لاتحاد الأدباء والكتاب

ومما كتب فيه وفي شعره وأدبه: الصورة الشعرية عند البردوني/ وليد مشوح. شعر عبدالله البردوني/ محمد أحمد القضاة. شعر البردوين: دراسة أسلوبية/ سعد سالم الحريري (ماجستير - الجامعة المستنصرية، 11310).

الصورة البيانية في شعر عبدالله البردوني/ حكمت صالح جرجيس(ماجستير -جامعة الموصل، ١٤١٧هـ).

دلالات الأشياء في الشعر العربي الحديث: البردوني نموذجًا: دراسة نقدية ملاس مختار.

البردوني والشعر المعاصر/ عبدالرحمن عمر عرفان (رسالة دبلوم عال – جامعة عدن، ٢٠٦هـ).

عبدالله البردوني شاعرًا: دراسة موضوعية وفنية عبدالرحمن عرفان (ماجستير - جامعة بغداد، ١٤٠٩هـ).

الاتجاه الإسلامي في شعر عبدالله البردوني/ محمود محمد عبدالفتاح (ماجستير – جامعة الأزهر في إيتاي البارود، ١٤٢٧هـ).

عبدالله البردوني: قصائد مختارة ودراسات/ إبراهيم الحرادي.

ومن شعره:

وأذلُّ ما في الأرض شعب يجتدي

مستعمــرًا ويؤلُّـه استبـدادا ويئــنُّ مـــن جــلَّاده وهو الذي

صنع الطغاة وسلَّح الجلَّدا ومن دواوينه الشعرية: في طريق الفجر، مدينة الغد، لعيني أم بلقيس، السفر إلى الأيام الخضر، وجوه دخانية في مرايا الليل، زمان بلا نوعية، ترجمة رملية لأعراس الغبار، رواغ المصابيح، كائنات الشوق الأخضر، من أرض بلقيس، رجعة الحكيم بن زائد، رحلة غبن من شاب قرناها (خ)، العشق على مرافئ القمر (خ)، ديوان عبدالله

ومن كتبه النقدية: رحلة في الشعر اليمني قديمه وحديثه، اليمن الجمهوري، وكتب أخرى أوردتها له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

(۱) الموسوعة العربية (السورية) ٤/ ٨٥٤، معجم البابطين ٣/ ٣٠٦، موسوعة أعلام العرب المبلعين ١/ ١٣٩، موسوعة بيت الحكمة ١/ ٣٣، موسوعة الأدباء والشعراء العرب ٢/ ٢٠٠، أعلام الأدب العربي ١/ ٢٠٩، الفيصل ع ٢٧٧ ص ١٣٠، الخنجي س ٢٢ ع ١ ص ١٢، من أعلام الفكر العربي والعالمي ص ١١١، لوامع المكنوفين العرب ص ٤٩، شعراء اليمن المعاصرون ص ٧٧، الأسبوع الأدبي ع ١٨٧، موسوعة أمراء الشعر العربي الأدبي ع ١٨٧، موسوعة أمراء الشعر العربي

عبدالله بن صالح الخليل (١٣٧٠ - ١٤٣٥ه = ١٩٥٠ - ٢٠١٣م) أستاذ النبات.



من السعودية. حصل على إجازة من كلية العلوم بجامعة الملك سعود في الرياض، والماجستير والدكتوراه من جامعة ولاية كلورادو بأمريكا، متخصصًا في أمراض النبات. عمل أستاذًا ورئيسًا لقسم النبات والأحياء الدقيقة في كلية العلوم بجامعة الملك سعود، وأشرف على رسائل علمية (ماجستير ودكتوراه)، وكان مستشارًا في وزارة الزراعة، قوَّم مشاريع وتقارير، وكتب بحونًا ودراسات في دوريات متخصصة،

وشارك في مؤتمرات وندوات عضو الجمعية الأمريكية لدنالن للفطريات، ولأمراض النبات. دُفن يوم السبت ١٨ صفر، ٢١ ديسمبر.

كتبه: الأساس العملي لبيئة الأحياء الدقيقة (مع إبراهيم عبدالواحد عارف)، الأساس العملي للفطريات، علم أحياء النبات/ بيتر إتش وآخرون (ترجمة مع محمد محمد الوهيبي)، علم الفطريات الطبية: الجزء العملي

(مع حميد أحمد جولة وجمال محمد علي خالد)، المرشد الدراسي الوجيز لكتاب

المعاصر ص٢٨٨، جائزة سلطان بن علي الثقافية: الدورة الثافة ص٣٥، أسئلة الشعر ص١٧٠، اليمن في ١٠٠ عام ص٣٥، العلماء والشعراء والأدباء العميان/ خازن عبود ص٢١٧، موسوعة شعر الغناء اليمني ٦/ ١٩٣٢، مدونته. وكلام صديقه فيه من: وكالة أنباء الشعر ٢٠١٠/٧/٢م.

علم أحياء النبات بجزأيه الأول والثاني، مقدمة في علم الأحياء الدقيقة/ جين نيكلين، كيه جريم كوك، آر كيلينجتون (ترجمة مع إبراهيم عارف وماهر البسيوني حسين)، زراعة عش الغراب والمشروم في السعودية (مع آخرين) (٢).

عبدالله صالح الطويل (۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن صالح الفارسي (۱۳۳۱ – ۱٤۰۳ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۸۲م) عالم قاض مفسِّر.

ولد في مدينة رنجبار من عائلة علم، تلقى العلم عن جلّة من الشيوخ، منهم أحمد بن محمد الملمري، وأبو بكر بن عبدالله باكثير، وأحمد بن أبي بكر السميط. تفرّغ للقراءة، وسكن إلى الكتب، وأسهم في نشر الدعوة الإسلامية، وشغل منصب

ABOALLA SALEH FIRSY
P. O. FOR ATTEO HOWARD

ABOALLA SALEH FIRSY
P. O. FOR ATTEO HOWARDA

OTHER BALLING OF KENYA

عبدالله بن صالح الفارسي (خطه)

رئيس القضاة في زنحبار، وفرَّ منها إلى كينيا إثر الحملة الصليبية الدامية التي وقعت في بلده، التي قُتل فيها (١٣٦٣٥)

 (۲) صفحة عنه في الشبكة العالمية للمعلومات (صفر ۱۹۲۶هـ)، موقع كلية العلوم بجامعة الملك سعود.
 وإضافات..

مسلم، وزجَّ في السجون (٢١٤٦٢) منهم، وشرّد آخرون. وتابع سيرة شيخه الأمين بن على النافع المزروعي (ت ١٣٦٧هـ) الإصلاحية، من حيث الاهتمام بالتعليم الإسلامي، ونشر الدين الصحيح، واللغة العربية. وناوأ القاديانية وبيَّن ضلالها. توفاه الله يوم الثلاثاء ٢٣ محرم، ٨ تشرين الثابي

وكانت هناك ترجمة لمعابى القرآن الكريم قام بها قسّ، وآخر قادياني، فرأى الشيخ ضرورة وجود ترجمة موثوقة ومعتمدة لمعابى القرآن الكريم باللغة السواحلية، فتحمَّل هذه المسؤولية. ودعا الله تعالى ألَّا يموت قبل إنحاز هذا العمل.

وله تصانيف أخرى عدا التفسير، منها: حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيفية الصلاة ومعانيها، تفسير سورة يس، والواقعة، والملك، حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، العلماء المسلمون في شرق إفريقيا، البوسعيديون حكام زنجبار. إضافة إلى كتابه الذي فنَّد فيه دعاوى القاديانية الباطلة في تفسير معاني القرآن الكريم سماه فضائح القاديانية<sup>(١)</sup>.

## عبدالله الصاوي = عبدالله إسماعيل الصاوي

عبدالله بن صخر العامري  $(1771 - 17316? = 73P1 - 1 \cdot \cdot 74)$ ثقافي إعلامي، شاعر غنائي.

(١) الدعوة إلى الله تعالى في جمهورية تنزانيا الاتحادية/ شعيب محمود سيموويبما ٢/ ١١١ (رسالة دكتوراه من جامعة الإمام بالرياض، ١٤٢٩هـ)، الأقلية المسلمة في كينيا/ تاج السر

أحمد حران. - الرياض: جامعة الإمام، ١٤٢١هـ، ص١٠٥٠

١١٢. وخطه من موقع (المحرة الإسلامية).



ولد في مدينة مطرح بسلطنة عُمان، من أوائل المدرّسين بالمدرسة السعيدية بمسقط، درَّس فيها (١٤) عامًا، ثم عيِّن مذيعًا بالإذاعة بعد أيام من افتتاحها (١٣٩٠هـ)، ومعدًا ومخرجًا للبرامج، حتى أصبح أول مدير عام لها ١٣٩٣ه، ثم عمل بالدائرة السياسية وشؤون الجامعة العربية، ثم كان عضوًا بالبعثة الدبلوماسية في سفارة السلطنة بالسعودية، وعاد ليكون مديرًا عامًا للإعلام، ومدير عام جريدة عمان، ورئيس تحرير جريدة عُمان اليومية، ومشرفًا على صحيفة الأوبزيرف، عين بعدها وكيلًا لوزارة الداخلية، فمستشارًا بوزارة التراث القومي. ونظم قصائد غنائية، وغني له مطربون ومطربات.



عبدالله العامري رأس تحرير صحيفة عُمان اليومية

وصدر له: خواطر الأيام (مقالات)، همسات أناشيد وأغنيات<sup>(۲)</sup>.

عبدالله بن طارش الحربي (٠٠٠ - ١٤٣٣هـ = ٠٠٠ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

من مواليد قرية نقة (قبلي)، التونسية. درَّس

في كليَّة الآداب بجامعة منوبة في تونس، وفي دار المعلمين العليا، والمعهد الأعلى للتكوين

المستمر، وفي بعض الجامعات الخاصة،

وتخرَّج عليه العديد من الطلبة في المناهج

الحديثة، والأدب العربي واللسانيات. شارك

في مؤتمرات تربوية، وكتب وترجم ونشر

بحوثًا وكتبًا في الحضارة والأدب واللسانيات،

ومما طبع له: الحِجَاج في القرآن من خلال

أهم خصائصه الأسلوبية (أصله رسالة

دكتوراه)، علامات في النص الأدبى: دراسة

أسلوبية إحصائية، الفكر الإصلاحي

عند العرب في عصر النهضة (مع محمد

القاضي)، السيرة الذاتية/ جورج ماي

(ترجمة مع السابق). وشارك ببحوثه في

كتاب: الحجاج: مفهومه ومجالاته، وغيره

من الكتب<sup>(۳)</sup>.

وتوفي في ٢٢ ذي القعدة، ٩ نوفمبر.

عبدالله صولة (7771 - . 7312 = 7081 - 8..79) كاتب وباحث كلامي لساني.

عبدالله الطحان (.071 - .7312? = 1791 - 99915) إعلامي قومي.

> (٢) محلة عُمان الأدبي (موقع – كتب في ١٣/ ١٠/ ۲۰۰۸م)، الوطن (عُمان) ۱/ ۶/ ۲۰۰۱م.

(٣) المدينة ١٦ ديسمبر ٢٠٠٩ (مماكتبه صابر الحباشة بمذا التاريخ)، مع إضافات.



من دمشق. أنشأ مطبعة خاصة، اهتمًّ بالصحافة والإعلام، رحل إلى أمريكا ونشط هناك فأصدر جريدة «الاعتدال» (٢١/ ٩/ ١٩٨٢م)، أسَّس الجمعية الثقافية الأمريكية بنيوجرسي ورأسها، وإذاعة «صوت المهاجر» الهاتفية للتعرف على آخر أخبار الوطن العربي عبر عدة خطوط. كما أسَّس ورأس اتحاد الإعلاميين لعرب في أمريكا، وقبل وفاته رأس المراكز الانتخابية في نيويورك ونيوجرسي لإعادة «انتخاب» حافظ الأسد.

من مؤلفاته: صوت عرب أمريكا<sup>(١)</sup>.

عبدالله الطريقي = عبدالله بن حمود الطريقي

عبدالله الطوخي = عبدالله محمد الطوخي

عبدالله الطيب (۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۳م) أديب لغوي مفسّر.

اسمه عبدالله الطيب عبدالله الطيب. وظهر اسمه على كتابه «المرشد إلى فهم أشعار العرب»: عبدالله الطيب المجذوب.

 (۱) موسوعة أعلام سورية ٣/ ١٥٦، وما كتبه عماد الطواشي في «ملونة وطن» ۱۷ تموز ٢٠٠٩م.



ولد في التميراب غرب مدينة الدامر بالسودان. تخرج في جامعة غوردون. حصل على الدكتوراه من جامعة لندن، وهناك تزوج من فنانة تشكيلية بريطانية. أول عميد سوداني لكلية الآداب بجامعة الخرطوم. أسَّس كلية ناييرو في كانو بنيجيريا. مدير جامعة الخرطوم، ثم جامعة جوبا بالجنوب. أستاذ مدى الحياة بجامعة الخرطوم. أستاذ اللغة العربية بجامعة فاس. عضو مجامع لغوية في عدة دول عربية، رئيس مجمع اللغة العربية بالسودان (تأسَّس ١٤١٣هـ). محرر بموسوعة إفريقيا بغانا. حصل على جوائز، منها جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربي عام ١٤٢١هـ. فسَّر القرآن الكريم كله في الإذاعة السودانية (٥٠٠٠ حلقة). مات في ١٨ أو ١٩ ربيع الآخر، الموافق ۱۸ أو ۱۹ حزيران (يونيه).

ومما كتب فيه: ذكريات ووقفات مع الأديب العلامة البروفيسور عبدالله الطيب/ مصطفى عوض

الله بشارة.

عبدالله الطيب ذلك البحر الزاخر: دراسة تحليلية لحياته ونظرياته في الأدب والحياة/ زكريا بشير إمام.

ما بعد الرحيل الأخضر: عبدالله الطيب/ إعداد عبدالرحيم حسن حمزة.

ومن كتبه: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها (٥ مج)، من حقيبة الذكريات،

ذكرى صديقين، القصيدة المادحة ومقالات أخر، مع أبي الطيب، الأحاجي السودانية، الحماسة الصغرى (أعد الحاشية الإنجليزية ج.أ. هنويك)، محاضرات في الاتجاهات الحديثة في النثر العربي في السودان، شرح بائية علقمة «طه بك قلب»، تفسير جزء عم، من نافذة القطار.

ودواوينه: أصداء النيل، اللواء الظافر، سقط الزند الجديد، أغاني الأصيل.

والمسرحيات الشعرية: زواج السمر، الغرام المكنون، قيام الساعة، نغمات طروب، بين النير والنور.

وكتب أخرى أوردتما له في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

عبدالله بن ظاهر الخُريِّف (۱۳۳۹ - ۱۶۳۰ه = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله عارف اليافي (۱۳۱۹ – ۱۶۰۷هـ؟ = ۱۹۰۱ – ۱۹۸۹م) وزير، محام، أديب.



نشأ في بيروت، وأنهى تعليمه الجامعي، ثم سافر إلى باريس وحصل على الدكتوراه من السوربون، ليكون أول رجل من بيروت يحمل شهادة في الحقوق. مارس المحاماة مدة طويلة، وأصدر جريدة «السياسة». وفي عام ١٣٥٧هـ (١٩٣٨م) شكل أول حكومة، وكان لبنان آنذاك تحت الحكم الفرنسي، وتوالت رئاسته للحكومات اللبنانية سبع مرات، بين الأعوام ١٩٥١ - ۱۹٦۱م، ومع مسؤولياته كان مشاركًا في الصحف اللبنانية سياسيًا وأديبًا، وكاتبًا ومحاميًا. اعتزل السياسة عام ١٣٩٢هـ (۱۹۷۲م) ومات ببیروت(۱).

من باريس، ثم كان أستاذًا بكلية العلوم الاقتصادية في الرباط، وانتمى إلى اتحاد كتّاب المغرب، وتوزّع إنتاجه بين القصة والشعر والمسرح والاقتصاد، ونشر مقالاته في الدوريات. توفي في شهر سبتمبر. كتبه المنشورة: مأساة الإنسان في الوطن العربي، المدينة الفاجرة (شعر)، دروس للأغنيات في الأخلاق (ملحمة شعرية اجتماعية)، الطريقة الصوفية الدرقاوية في بلاد الريف، دراسات في توزيع الدخل(٢).

عبدالله بن العباس الجِرَاري (1771-7.31a=7191-71919) مؤرخ، مرب، كاتب إسلامي.



ولد في الرباط، وبدأ حياته الدراسية في الكُتَّاب، فحفظ القرآن الكريم، ثم التحق بجامع القرويين، وحصل منها على الشهادة العالمية، كما حصَّل شهادة تربوية من الجامعة الأمريكية بلبنان. مارس التدريس، واختير مفتشًا للكتاتيب القرآنية، ورُتِّب في صف الوطنيين الأحرار لمشاركته في الجهاد. كتب في «النجاح» الجزائرية، و «البرق» الجزائرية، وفي السعادة، والمودة، والحق، والإرشاد، والعهد الجديد، والإيمان، وكذلك في جريدة العَلَم. وكتب في التاريخ والتربية ومشاهير رجالات المغرب، وأنشئت جائزة

(٢) موقع اتحاد كتاب المغرب (١٤٣٤هـ)، موقع المكتبة الشعرية المغربية.

باسمه: (جائزة عبدالله الجراري في الفكر



عبدالله الجراري (خطه)

ومن تآليفه: دروس التاريخ المغربي (٥ مج)، شيخ الجماعة العلامة محمد المكي البطاوري الرباطي، شيخ الجماعة العلامة أبو العباس التادلي الرباطي، تقدم العرب في العلوم والصناعات وأستاذيتهم لأوروبا، العلامة الرياضي محمد المهدي متجنوش، القول المحتَّم في لبس الخاتم، المحدِّث الحافظ أبو شعيب الدكالي، ذكريات المؤمن، التأليف ونحضته بالمغرب في القرن العشرين، نقض النقد لما احتوى عليه الدر المنظم في الحل والعقد، الغاية من رفع الراية، التربية الإسلامية (للسلك الثاني الثانوي)، شذرات تاریخیه<sup>(۳)</sup>.

عبدالله عبد (V371 - FP71a = A781 - FV81a) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله عبدالباري = عبدالله عبدالمطلب عبدالباري

عبدالله عبدالجبار = عبدالله أحمد عبدالجبار

(٣) المفيد في تراجم الشعراء والأدباء ص٨٢، معلمة المغرب

## أبحمهورية اللبت نانية الم الماليك عبال عبالم

ري ان اتب لغظ منه ع هذا الله الله الذي تعلمون فيه سوة يا شر الروية ركا الملا منون الحالا ملاماد الح

الله تعالى أن يكون عهد يًا سنكم عهد غيروركة على النَّفُو النَّفِينَ وانْ يُؤْمِدُ كَا لِلوَهُ وَعِلْيَهُ حَمَّى أنه على أيديم على العدم الخالدة

~ /youi wy.

عبدالله اليافي (خطه) (يصغر كثيرًا)

عبدالله عاصم (۱۳۲۰ - ۱۲۹۹ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۸م) أديب اقتصادي.

ولد بمدينة الناظور في المغرب. نال عدة دبلومات في فنون الاقتصاد، إضافة إلى دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية

(١) الرعيل العربي الأول ص٢١١، تاريخ لبنان الحديث من خلال ١٠ رؤساء حكومة/ صلاح عبوشي ص٧٩، معجم أعلام المورد ص٥٠٣، الفيصل ع ١٢١ (رجب ١٤٠٧هـ).

# عبدالله عبدالحافظ متولي (۲۰۰۰ – ۱۶۲۶هـ =

أستاذ مترجم.

من مصر. أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وكيل الكلية. أستاذ معار في جامعات بيروت وجدَّة والكويت، أستاذ الدراما علمًا وفئًا. درس مسرحيات أبطال الإغريق والرومان، كان يقدم مع تلاميذه في نهاية كل عام دراسي التمثيل معهم. وأسَّس مع رفيق عمره شوقي السكري «جمعية ناجي الثقافية»، وكانا يقيمان ندوة يوم الاثنين من كل أسبوع لمناقشة أبرز الكتب وأهم القضايا.

أسهم في ترجمة أمهات كتب الدراما إلى العربية، من أمثال أعمال الاردايس نيكول Alardice nicol كما ترجم وراجع العديد من روائع المسرح العالمي، مثل أعمال إبسن ويوجين أونيل وغيرهما.

ومن ترجماته التي وقفت عليها: موجز تاريخ الأدب الإنجليزي/ إيفور إيفانز، البطة البرية/ هنريك أبسن، الإله الكبير براون/ يوجين أولين، زوجة مستر تانكري الثانية/ آرثرونج بينيرو، ظمأ؛ عبودية؛ ضباب؛ مبحرون شرقًا إلى كارديف بائي المنطقة؛ بدر على البحر الكاريبي/ كلها ليوجين أونيل(۱).

# عبدالله بن عبدالحق المطري ( . ۰ ۰ - ۱۹۸۲ ه = ۰ ۰ ۰ - ۱۹۸۲ م عالم واعظ.

من قبائل يافع باليمن، من منطقة حمومة. طلب العلم في تريم لدى عبدالله بن عمر الشاطري وانتقل إلى عدن، عاد إلى الزاهر

وتولى الإمامة والخطابة. وكان على جانب

(١) الأهرام ع ٢٨٢٩ (١٠/١/٥٢١ه).

كبير من العلم والنسك والعبادة، قائمًا بالوعظ والإرشاد حتى توفاه الله (٢٠).

عبدالله عبدالحميد السامرائي (١٣٤٤ – ١٩١٣ه؟ = ١٩٢٥ – ١٩٩٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله عبدالحيّ موسى (٠٠٠ - ١٤٢٣هـ = ٠٠٠ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله عبدالخالق المشدّ (۱۳۲۱ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۰۳ - ۱۹۹۰م) عالم وفقیه مجتهد.



ولد في ديروط بمحافظة البحيرة. حصل على العالمية النظامية والتخصص في النحو والصرف والتربية من الأزهر. درَّس بمعهد الإسكندرية الديني، وعمل أستاذًا لفقه الحنفية في كلية الشريعة. تولى الإدارة العامة للوعظ والإرشاد، ندب رئيسًا للقسم العالي بجامعة الأزهر وأمينًا مساعدًا، ورئيسًا للجنة موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولجنة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولجنة الشريعة والقانون بالمجلس الأعلى للثقافة، الشريعة والقانون بالمجلس الأعلى للثقافة، وعين رئيسًا للجنة الفتوى بالأزهر، ورئيسًا للجنة تقنين الشريعة الإسلامية بالمذهب

الحنفي بمجمع البحوث. وشارك في كثير من لجان تقنين الشريعة بمجلس الشعب، ووضع في هذه اللجان بحوثًا مفصلة وتقارير عن قوانين وأحكام الضمان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين والربا والمضاربة وطرق الإثبات الشرعية. وكان مستشارًا دينيًا لبعض البنوك الوطنية، وله العديد من الفتاوي، منها جواز ذبح «الهدي» خارج الأراضي الحجازية إذا لم يجد الحاج من يأكل ذبيحته هناك ليستفيد منها فقراء المسلمين، وترتب على فتواه إقامة مصانع بالسعودية لتصنيع وتعليب الذبائح وإرسالها إلى المسلمين الفقراء في العالم. وله غير ذلك من فتاوى في تحديد أوائل الشهور العربية، وفي فرق القيمة الذي لم يعتبره ربا! وأجاز نقل الأعضاء، وأجاز التأمين على الحياة. ومات فجر يوم الأحد ٣ ربيع الأول، ٢٣ سبتمبر.

ومن كتبه: تقرير عن أحوال المسلمين في بلاد الصومال وأرتريا، علي مبارك: حياته ودعوته وآثاره، (بالاشتراك مع محمود الشرقاوي)، واشترك مع أمين الخولي في تأليف كتاب الآداب الدينية الاجتماعية، هدي الإسلام (بالاشتراك مع علي في الإسلام، رسالة في موقف اليهود من الإسلام، رسالة في موقف اليهود من بحمع البحوث – المؤتمر الرابع)، رسالة في وظيفة المسجد في المجتمع المعاصر (المؤتمر وظيفة المسجد في المجتمع المعاصر (المؤتمر الخامس)، في فقه الحنفية المقارن، مصادر التشريع الإسلامي (لطلاب المعهد العالي التشريع الإسلامي (لطلاب المعهد العالي للدراسات العربية الإسلامية).

وذكر أن له تحت الطبع: ألوان من هدي الإسلام، مختارات من الفتاوي والأحكام (٣).

 <sup>(</sup>٣) الأزهر (ربيع الآخر ١٤١١ه) ص٥٥٥؛ القاهرة ع ١١٣ (ربيع الأول ١٤١١هـ)، الحركة العلمية في الأزهر ٢٣٣/٢ أعلام مصر في القرن العشرين ص٣١٧، الأهرام ١٩٩٠/٩/٢٨.



عبدالله المشد رأس لجنة موسوعة الفقه الإسلامي...

عبدالله عبدالدائم = عبدالله أحمد عبدالدائم

عبدالله بن عبدالرحمن البسّام (F371 - 7731a = V781 - 7... Yg) عالم مشارك، مؤرِّخ للتراجم.



ولد في عنيزة بالسعودية. جده اسمه «صالح». أخذ عنى على علماء بلده، منهم عبدالرحمن السعدي، وسليمان البسام، وعبدالرحمن المقوشي. كما لازم علماء الأزهر في دار التوحيد بالطائف، وأمَّ وخطب هناك، تخرج في كلية الشريعة بمكة المكرمة، درَّس في الحرم. عضو قضائي بمحكمة تمييز الأحكام، رئيس المحكمة الكبرى بالطائف، رئيس محكمة التمييز بمكة المكرمة، عضو المجمع الفقهي الإسلامي، عضو مجلس كبار العلماء، عضو عدة لجان وجمعيات، رئيس المكتب التعاوبي للدعوة

وتوعية الجاليات بحدة، شارك في الدعوة ونشر العلم، كتب في الصحف والمحلات المحلية، رسائل، وناقش وشارك في ندوات ومحاورات ومؤتمرات ممثلًا بلده. توفي يوم ٢٧ ذي القعدة، الموافق ٣٠ يناير.

ما عدالما م التح : مورنا مرالديه سدالله السيدم علية ورحمة الا وركاء مع حد ، حذا الكتاب آتسترمه الأغلاط المطبعة وسنشدرك لن شاءا مه ماء و لأنه لاتفيد ع فيطنط مغطم الله واللايمي

عبدالله البسام (خطه وتوقيعه)

عبدالله بن عبدالرحمن الجاسر (2171-1121 = 2121-1471) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين (1941 - 1416 = 1461 - 1459) عالم سلفي جليل.



من مواليد (مزعل) إحدى قرى القويعية بالسعودية. ونشأ في بلدة الرين. حصل على الماجستير من المعهد العالى للقضاء بالرياض، والدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام، وتلقى أنواع العلوم على كبار علماء بلده، وحضر محالسهم العلمية وناقشهم، ومن شيوخه عبدالعزيز الشثري، وقد تخصص في الفقه والعقيدة والحديث، درَّس في معهد إمام الدعوة، وفي كلية الشريعة، وكان عضو إفتاء في دار الإفتاء، وأحد كبار هيئة العلماء، ألقى دروسًا ومحاضرات في المساجد، وفي منزله، وجلس للإفتاء سنوات، وحدَّث من

ومما كتب فيه: الإفادات عما في تراجم علماء نحد لابن بسام من التنبيهات/ عبدالرحمن بن عبدالله التويجري.

وله تصانيف عديدة، منها: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، تقنين الشريعة: أضراره ومفاسده، نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب، الاختيارات الجلية في المسائل الخلافية، علماء نجد خلال ستة قرون، علماء نحد خلال ثمانية قرون، القول الجلى في زكاة الحلى، تنبيه ذوي البصائر عن ما جاء في الذخائر، الهدية السنية في متممة البيقونية، الدرة البهية في شرح الهدية، توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عمدة الفقه لابن قدامة (تحقيق)، خزانة التواريخ النجدية (جمع وترتيب)، تنبيه ذوي الأبصار عما في كتاب الآثار المحمدية من الأضرار، الدين الإسلامي كفيل بتحقيق المصالح. وكتب أخرى له أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

(١) علماء نحد خلال ثمانية قرون ١/ ٨١، وبشر الصابرين ص١٦٨، فقد ورثاء ص٨٧، معجم المطبوعات العربية السعودية ٧٠/٢، موسوعة أسبار ٢/ ٦٩٧، معجم المؤرخين السعوديين ص١٦، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص١٧، معجم الشعراء السعوديين ص١٦، رجال وراء جهاد الرابطة ص٨٦، المحتمع ع ١٥٣٨ ص١٠ البعث الإسلامي (ربيع الأول ١٤٢٤هـ) ص٩٩، الرابطة ع ٤٥٧ ص٢٤، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ١/ ٩٤ (ط٢)، حصول التهابي ٢/ ٢٧٥.

## لبرا له الرحن الرحيم

الجدلله المتوحدفيالكال المتنابيعث الزكاء والأمثا لعصالي لدوسله علينبذا محدوآله وأصحا بهأجعين

وبعد فقد قرأت هذه الرسالة التى ممنفها أخونا الرشيخ على بب عبرا لد المهني وهمنها دحس الستبهات المي يستنب برا الدعاة الى السعود ويحاولون إخراج المساء من أكنتهن سافرات متبرجات أمام جمهور الني بتستب برا الدعاة الى السعود ويحاولون إخراج المساء من أكنتهن سافرات متبرجات أمام جمهور المناس وقصدهم من وراء «لا إمتهاع عزائز هم ومتهواتهم البهيمية ولقد تتبع المكاتب وفقه الهنعالى علم يستدلون به من الآيات والأحادب والآثار والمناطلات وفند ها وأيطاد لا لمتهامع الما فتضا بها الإيجاء عيم المختل المناس المجزاء ومنع بعلم والله على حد مدل الله على محل قال الداحس المجزاء ومنع بعلم والله على حد مدل الله على محل قال الداحس المجزاء ومنع بعلم والله على حد مدل الله على محل قال الما المداحس المجزاء ومنع بعلم والله اعلم وصل الله على محل قال المداحس المجزاء ومنع بعلم والله اعلم وصل الله على محل المداحس المجزاء ومنع بعلم والله اعلم وصل الله على محل المداحس المجزاء ومنع المداله المداحس المجاهدة المداحس المجاهدة المداحس المجاهدة المحلمة والله المداحس المجاهدة المحلمة والله المداحس المحلمة والله المحلمة والله المحلمة والله المحلمة والله المداحس المجاهدة والمحلمة والمداحس المحلمة والمداحس المحلمة والمداحس المحلمة والمداحدة والمداحة وا



#### عبدالله بن جبرين (خطه وتوقيعه)

الإذاعة والرائي، وكتب المقالات والبحوث، وقد ارتاح له الناس وأحبُّوه، لتواضعه الحم، ومشاركته العامة والباحثين في أمورهم، وانفتاحه الواسع على الشباب والصحوة خاصة، وكانت فتاويه الملائمة جعلته مقبولًا وقريبًا منهم. وقد امتُحن بسبب ذلك، فقد ظهر اسمه في بيان تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية مع رئيس ديوان المظالم آنذاك عبدالله المسعري، فأثار ذلك غضبًا رسميًا (من الحكومة)، مما دعاه إلى الاعتذار، واعتُقل... وكان شديدًا على الرافضة (الشيعة)، وفتواه في ذلك مشهورة، ولذلك كانوا يبغضونه. ورأيتهم في حجَّةٍ وهم يتحرَّشون به في سيارة تقلُّه، من أمامه ومن خلفه، ويردِّدون هتافاتهم أو تعديداتهم، وهو يتبسّم، والشرطة من حوله لا يأبمون، أو يتحالمون، درءًا للفتنة. وقد صار له تلامذة في أنحاء البلد وخارجه، يتلقفون خطبه وفتاويه ومحاضراته ويفرّغونها ويصححونها ويطبعونها. توفاه الله تعالى بعد ظهر يوم الاثنين ٢٠ رجب، ١٣ تموز (يوليو). وقد أُحدثت بعد وفاته « مؤسّسة ابن جبرين الخيرية».

ومماكتب فيه:

الشيخ المتواضع: صور من حياة الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله/ إعداد مركز

أجيال المستقبل بدار القاسم.

العذب الزلال في اختصار رحلة الشمال لفضيلة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين/ اختصره محمد بن ناصر الشثري. الفكر التربوي عند الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله/ سلمان بن عبدالعزيز الصغير (رسالة ماجستير – جامعة الإمام، ١٤٣٢هـ).

أعجوبة العصر: سيرة سماحة الشيخ العلامة الإمام عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين/ يرويها ابنه عبدالرحمن (٨٩٥ ص).

ومن عناوين مؤلفاته التي أعدَّها لنفسه أو أعدَّها له آخرون: إنهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه والديث للسعدي، أخبار الآحاد في الحديث النبوي، الإرشاد: شرح لمعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد، التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية، حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدرر المبتكرات في شرح أخصر المختصرات للبلباني، شرح أصول السنة لإمام أهل السنة، شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن عنبل (٧ مج، تحقيق)، الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية (٥ مج)، فتاوى فقهية على عمدة الأحكام، الكنز الثمين:

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجرين (مج ١: العقيدة)، اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجرين، مجموع الرسائل الفقهية (٤ مج). وسائر مؤلفاته في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالله بن عبدالرحمن الجفري (۱۳۵۸ – ۱۲۲۹هـ = ۱۹۳۹ – ۲۰۰۸م) کاتب وأديب ناثر.



ولد بمكة المكرمة، وحصل منها على الثانوية. عمل في جهاز الأمن، والحوازات، وفي الصحف السعودية اليومية سكرتيرًا، ثم مديرًا للتحرير، وأشرف على صحيفة عكاظ، عمل نائبًا للناشرين في الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، كما عمل في مديرية المطبوعات بوزارة الإعلام، ونائبًا لرئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط للشؤون الثقافية، وشارك في مهرجانات وندوات ثقافية عديدة. كتب في صحيفة «الحياة» اليومية، وكان كاتبًا لعمود يومي في عكاظ بجدة، وصحف ومحلات أخرى، حصل على جائزة الإبداع العربي من منظمة الثقافة والتربية والعلوم، وجائزة جمعية مصطفى وعلى أمين كأفضل كاتب عمود صحفی یومی عام ۱۲۱۲ه (۱۹۹۲م). كتب القصة القصيرة والرواية والمقال (١) موسوعة أسبار للعلماء ٢/ ٦٩٣، معجم الكتاب

 (١) موسوعة اسبار للعلماء ٢/ ٢٩٣، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص ٢٨، مجلة الحرس الوطني ع ٣٠٢ - ٣٠٣، ٣٠٢ - ٣٠٥، ٣٠٦ - ٣٠٧، العربية نت (١٤٣٠/٧/٢٠).

الأدبي والإبداعي، وله أكثر من (٦٠) رواية وقصة، إضافة إلى مئات المقالات الصحفية، وحلا للبعض أن يطلق عليه لقب آخر الرومانسيين العرب. ومات في ٢ شوال، ٢ أكتوبر.

وصدر فيه كتاب من إعداد وتحرير فاروق بنجر يحوي صورًا له ومقالًا وحوارات، عنوانه: عبدالله الجفري مبدع الكلمة وصوت الوجدان.

وآخر من إعداد محمد إسماعيل جوهرجي ووجدي عبدالله الجفري عنوانه: عبدالله الجفري عنوانه: عبدالله ومن عناوين مؤلفاته التي وقفت عليها: الأستاذ شيخ النقاد عبدالله عبدالجبار وماذا بعد عنه، الأعمال الكاملة (٦ مج، طهرت ٢٦٤١هه)، أيام معها، برق لجنون صدرت ٢٦٤١هه)، أيام معها، برق لجنون المهرة، جزء من حلم، حوار في الحزن الدافئ، العاشقان، رسائل حب عربية، الاعمال الزيدان زوربا القرن العشرين، زمن يليق بنا، الزيدان زوربا القرن العشرين، يشتري الضحك والفرح، نزار قباني آخر سيوف الأمويين الذهبية. وكتب أخرى له سيوف الأمويين الذهبية. وكتب أخرى له ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالله بن عبدالرحمن بن الخطاط ( ۱۳۲۰ – ۱۹۷۷ م ) ( تكملة معجم المؤلفين )

عبدالله بن عبدالرحمن الرشيد (۱۳۵۰ – ۱۶۱۹ه = ۱۹۳۱ – ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (۱۳۱۱ – ۱۳۹۱ه = ۱۸۹۳ – ۱۹۷۱م) أمر عالم.

 (١) شخصيات في ذاكرة الوطن ص٠٩٠، معجم الكتاب والمولفين في السعودية ص٣١، هوية الكاتب المكي ص١٩٠، دليل الكاتب السعودي ص٠١٦٠



تربى في كنف والده عبدالرحمن الفيصل، ودرس عليه وعلى آخرين، وحمل السلاح مع أخيه الملك عبدالعزيز، وشهد معه معظم حروبه، كان على رأس فيلق مقاتل يوم حصار جدة، وقائدًا لأحد الألوية في معركة السبلة، وتولى تطويع الغطغط. وكان كبير مستشاري أخيه الملك، وموضع سره، وكان هو الآخر يعتمد عليه كثيرًا، لاطلاعه الواسع في المسائل الدينية والاجتماعية والتاريخية. وكانت داره ملتقى فكريًا يرتادها العلماء والأدباء والسياسيون وكبار موظفي الدولة، من داخل البلاد وخارجها. وله ولع خاص باقتناء الكتب العلمية النفيسة، مخطوطها ومطبوعها، ويبذل في تحصيلها كل جهده، وتُشترى له من كل بلد، وكان بينها نسخ نادرة، بل تفرَّدت مكتبته بكتب فريدة وحيدة في العالم، من ذلك المحلد الأول من «تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير الأعلام» للذهبي, وقد أهدى ورثته المكتبة إلى جامعة الإمام بالرياض. ومات بالرياض في ١٢ محرم، ١٣ يناير. وصدر فيه كتيب بعنوان: الأمير عبدالله بن عبدالرحمن الفيصل ١٣١١ - ١٣٩٦هـ: ترجمة وذكريات/ صلاح الدين المنجد، ۱۳۹۷ه، ۱۱ص(۲).

## عبدالله بن عبدالرحمن السلوم (۱۳۷۰ - ۱۶۲۳ه = ۱۹۰۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) الدارة س ٣ ع ١ (ربيع الأول ١٣٩٧هـ) ص١١٧٠

عبدالله بن عبدالرحمن السند (۱۳۱۸ – ۱۳۹۷ه = ۱۹۰۱ – ۱۹۷۷م) عالم فقیه.

ولد في الزبير بالعراق، درس العلم على عدد من العلماء، وخاصة الشيخ محمد أمين الشنقيطي، الذي أسَّس مدرسة النجاة الأهلية، عمل معلمًا في المدرسة المذكورة، ثم استغل في الأعمال الحرة، ولكنه ظل مثابرًا على أداء النصيحة ونشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانتقل بعد ذلك إلى الكويت، فعمل إمامًا وخطيبًا في جامع العثمان بالنقرة، ثم في جامع الصانع وجامع القطان، ومسجد جمعية الإصلاح والاجتماعي، وخطيبًا في جامع الروضة الاجتماعي، وخطيبًا في جامع الروضة الضاحية.

وألف كتبًا ووزعها بحانًا، منها: الأحكام المفيدة، منسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي، نصيحة الإنسان عند استعمال الدخان، مجالس رمضان، المرأة المسلمة والحجاب، ذكرى: ديوان خطب منبرية(٣).

### عبدالله بن عبدالرحمن الشثري (۱۳۶۹ – ۱۹۳۸ هـ ۱۹۳۰ – ۲۰۰۷م) مالم.

ولد بحوطة بني تميم في السعودية، قرأ على مشايخ في عدَّة مدن، من شيوخه ابن باز وغيره. ثم حصل على إجازة من كلية الشريعة، درَّس العلوم الشرعية، ثم نُقل إلى الحرس الوطني ليكون محقِّقًا شرعيًا، ثم صار مدير عام الشؤون الدينية بما حتى التقاعد. وكان له دور في الدعوة والفتيا في الحجِّ على مدى ثلاثين عامًا، ومحلَّ ثقة الملك. دُفن في ٢٨ ذي القعدة (أ).

<sup>(</sup>٢) الجتمع ع ٣٧٣ (١/١٩/١هـ)، علماء الكويت وأعلامها ص٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) الرياض ع ١٤٤١٧، ١٤٤١٨، فقد ورثاء ص٢٧٥.

عبدالله بن عبدالرحمن الغديّان (١٣٤٥ - ١٤٣١ هـ = ١٩٢٦ - ٢٠١٠م) عالم وفقيه حنبلي مجتهد.



من مدينة الزلفي بالسعودية، درس على بعض المشايخ، وانتقل إلى الرياض ليلتحق بالمعهد العلمي، ويتلقى العلم على المفتى محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وتخرَّج في كلية الشريعة بالرياض عام ١٣٧٦هـ، وكان تخصصه في أصول الفقه. ثم درَّس في المدرسة العزيزية، والمعهد العلمي، وكلية الشريعة، كما عمل رئيسًا لمحكمة الخبر إثر تخرُّجه، وكان عضوًا بميئة كبار العلماء، وباللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، وألقى دروسًا عامة في أصول الفقه منذ عام ١٣٨٩ه، وأشرف على رسائل جامعية، ونشط في الفتاوى والإجابة على الأسئلة في برامج ومقابلات إذاعية وغيرها، وتوفى يوم الثلاثاء ١٨ جمادي الآخرة، الأول من حزيران (يونيو)<sup>(۱)</sup>.

عبدالله بن عبدالرحمن اللويحان (۱۳۱۲ – ۱۹۸۲ هـ = ۱۹۸۲ – ۱۹۸۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن عبدالرحمن المعلمي ( 1710 - 1100 = 1970 - 1000 أمين مكتبة الحرم المكي.

ولادته في قرية السآتي عمدينة إب في اليمن،

(١) موسوعة أسبار للعلماء ٢/ ٦٩٨. وصورته من موقع نوافذ.

أخذ العلوم الشرعية واللغوية عن علماء، وقدم إلى مكة المكرمة منذ عام ١٣٦٩هـ، والتحق بمكتبة الحرم المكي مناولًا للكتب، إلى أن عمل أمينًا لها، وعاش تاريخ شتاتما متنقلة من مكان إلى آخر، وكان مهتمًا بحا، غيورًا عليها وعلى آثارها النفيسة، عارفًا بالكتب والمخطوطات وأماكنها، وحسنها ورديئها، يخدم الباحثين، ويسافر وحسنها ورديئها، يخدم الباحثين، ويسافر إلى بلاد كثيرة لتزويدها بالجديد. ثم تفرَّغ لأعماله الخاصة بعد التقاعد، توفي يوم ٥ ربيع الآخر.

وله مؤلفات جيدة، منها: أعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري (٢ مج)، فهرس مخطوطات الفقه بمكتبة الحرم المكي (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي)، فهرس مخطوطات الحديث مكتبة الحرم المكي الشريف، قضاة مكة المكرمة من القرن الأول الهجري حتى العصر الحاضر (أكمله عبدالرحمن الحذيفي ومنصور النقيب، ٢مج)، فهرس مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف (الجاميع مكتبة الحرم المكي الشريف (الجاميع الأصيلة، بمشاركة عبدالرحمن الحذيفي)، الفهرس المختصر لمخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف (الجاميع الفهرس المختصر لمخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف (الأصيلة والمصورة)(٢).



(۲) عكاظ ١٤٢٨/٤/١٦هـ، موقع قبلة الدنيا مكة المكرمة
 (١٤٣٢هـ).

عبدالله بن عبدالرحمن الملحوق (۱۳۶۳ - ۱۶۲۹ه = ۱۹۲۴ - ۲۰۰۸م) دبلوماسي.



من مواليد الرياض، وأصل عائلته من قرية ثرمدا إحدى مدن الوشم. حصل على إجازة في اللغة العربية، ثم دبلوم من كلية دار العلوم بالقاهرة، وتعلم الإنجليزية في المعهد البريطاني، عاد وعمل مراقبًا على مدارس أرامكو بالظهران، ثم عمل في الديوان الملكي، ورأس ديوان إمارة المنطقة الشرقية، أسَّس مطابع شركة الخط للطبع والترجمة والنشر بالدمام، وأصدر وترأس تحرير صحيفة (أخبار الظهران) بتاريخ ١٣٧٤/٥/١هـ وكانت نصف شهرية، وتطبع في بيروت، واعتبرت أول صحيفة ظهرت في المنطقة الشرقية بالسعودية. ثم إنه التحق بوزارة الخارجية، وعيِّن مستشارًا بالسفارة السعودية في بيروت، وتزوج امرأة من هناك، كما أنشأ مكتبًا للنشر فيها، وعيِّن سفيرًا من بعد في السودان، والجزائر، واليابان، واليونان، وكتب في صحف ودوريات سعودية ولبنانية. وكان عضوًا في لجان وجمعيات. توفي في ١٢ جمادي الآخرة، ١٥ يونيه.

وصدر له: فيصل آل سعود (ألفه وهو طالب)، السعوديات الكبري<sup>(۱)</sup>.

 <sup>(</sup>۲) معجم الصحفيين في السعودية ۲۰۰۱، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص١٤١، موسوعة الشخصيات السعودية ص٥٥٩، الإعلام والاتصال ع ١٢٢ (شعبان ٨٤٤٢هـ) ص٨٦٠.

## عبدالله عبدالرحمن نقد الله (۱۳۳۶ – ۱۳۹۱ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۷۱م) سیاسي حزبي.



ولد في أم درمان بالسودان. تخرج في كلية غردون، قرر مع مجموعة من الطلاب مقاطعة البضائع الأجنبية عامة والبريطانية خاصة، فلبس جلباب الدمور، وانتعل الحذاء الوطني، وامتنع عن تناول السكر، وظلً على هذه الحال حتى وفاته. تاجر، ثم تفرغ للعمل السياسي. من مؤسّسي حزب الأمة. في عام ١٣٦٦هـ (١٩٤٥م) تم إنشاء شباب الأنصار واختير أمينًا عامًا له. اتهم بالمشاركة في تدبير أحداث مارس ١٣٧٤هـ (١٩٥٤م) فحوكم بسبع سنوات ثم أفرج عنه. من قيادات الجبهة الوطنية المتحدة لمعارضة الحكم العسكري الأول. اختير أمينًا عامًا لحزب الأمة بعد ثورة أكتوبر ١٩٦٤م، تقلد وزارات الحكومة المحلية والداخلية والدفاع لفترات قصيرة. عارض انقلاب ٢٥ مايو ١٩٦٩م واعتقل عدة مرات وظل معارضًا له حتى وفاته(١).

## عبدالله عبدالرحيم عبدالله (١٣٧٢ - ١٤١٦ه = ١٩٥٢ – ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (١) معجم شخصيات مؤتمر الخريجين ص٨٨٠. ووفاته في موقع حزب الأمة القومي ١٩٧٩م؟ وصورته من موقع الحقيقة نيوز.

## عبدالله عبدالرزاق باذیب (۱۳۵۰ – ۱۳۹۱ه = ۱۹۳۱ – ۱۹۷۱م) حزبی شیوعی وکاتب سیاسی صحفی.



من مدينة الشحر بحضرموت. لم يكمل دراسته الثانوية. دخل في رابطة أبناء الجنوب، أنشأ مكتبًا لتحرير الجنوب اليمني المحتل، شارك في بناء «الجبهة الوطنية المتحدة»، ثم أنشأ «الاتحاد الشعبي الديمقراطي»، ذكر أنه تجمع وطني وليس حزبًا شيوعيًا. تعاون مع عبدالفتاح إسماعيل على إقامة التنظيم السياسي الموحد للجبهة القومية، الذي مثل صيغة انتقالية لقيام الحزب الاشتراكي اليمني في أكتوبر ١٩٧٨م، وجمد تنظيمه من بعد. ثم كان وزير للتربية، فوزيرًا للثقافة. وكان عضوًا بمجلس السلم العالمي. واعتبر «رائدًا» في الصحافة الشيوعية بالجنوب، وكتب يقول: «الاشتراكية عقيدتي ومعنى حياتي». أصدر مجلة «المستقبل» وهو في الثانوية عام ١٩٤٩م. ثم أنشأ جريدة «الأمل» الأسبوعية عام ١٩٦٥م وسخرها لنشر الأفكار الماركسية اللينينية وترسيخها. وأشرف على محلة «الثقافة الجديدة»، وأصدر نشرة «اتحاد الشعب» الناطقة باسم تنظيمه، وكان قد أصدر أيضًا صحيفة «الطليعة».

صدر فيه كتاب بعنوان: جدل حول الثورة والوحدة اليمنية ودور عبدالله باذيب/ محمد الشهاري. وصدر له بعد وفاته: كتابات معاصرة (ج ١)(٢).

(٢) وترجمته من الكتابين السابقين، وذكرت ولادته في مع

عبدالله عبدالشكور كامل (۰۰۰ - ۱٤۳۲هـ = ۰۰۰ – ۲۰۱۱م)

عبدالله بن عبدالرضا آل عصفور

(1771-37312= P391-3..74)

(تكملة معجم المؤلفين)



من مصر. حاصل على إجازة في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة عين شمس بالقاهرة، ودبلوم في التربية وعلم النفس، والماجستير في الدراسات الشرقية من جامعة القاهرة. ابتُعث من قبل وزارة الأوقاف عام ١٣٧٦ه ليكون مندوبًا لها وإمامًا لمسجد البرازيل ومشرفًا على مبعوثي الأزهر والأوقاف في سان باولو، وحصل من جامعتها على الدكتوراه باللغة البرتغالية. وكان خطيبًا وداعية متميزًا، وكان وراء تأسيس المدرسة الإسلامية البرازيلية عام ١٣٨٦هـ، الوحيدة التي تدرِّس منهج اللغة العربية والدين الإسلامي بتصريح من وزارة التربية البرازيلية، وأنشأ المقبرة الإسلامية (الوحيدة في العاصمة)، وناديًا لالتقاء العائلات المسلمة تحوَّل فيما بعد إلى مسجد ومصلى، واهتمَّ بالشباب ودرَّجم على الدعوة والخدمات الاجتماعية والزيارات الإسلامية، وأسَّس مساجد أخرى، وأصدر صحيفة (العروبة)

مصدر: ۱۹۱۳م؟.

و(إسلامنا) لنشر مفاهيم الدعوة وأخبار الجالية المسلمة، وأقام مؤتمرًا إسلاميًا عام وغيره، وتربت عليه نتائج طيبة، واستمرً في عمله (٢٠) عامًا، ودَّع إثرها البرازيل ليشغل منصب وكيل وزارة الأوقاف، ثم مثلًا لرابطة العالم الإسلامي، ومديرًا للمركز الإسلامي بفيينا وإيطاليا والبرتغال. وكان ذا هيبة ومكانة، ونشاط دعوي لا ينقطع. توفي ليلة الجمعة ٩ صفر، ١٤ يناير. وكانت رسالته في الدكتوراه عن عبدالله بن وليبر رضى الله عنهما(١).

عبدالله عبدالصمد كنون (۱۳۲٦ - ۱٤٠٩ = ۱۹۰۸ - ۱۹۸۹م) عالم مشهور، رئيس رابطة علماء المغرب.



ا کا راده رو الواردات عناح الر و کامت الترسه ما را مرکامت الترسه ما را مرکامت الترسه ما منظام المنظر والارجام الترسيط معنا المنظر والمنظر والارجام المنظر والارجام المنظر والارجام المنظر المنظر والمنظرة المنظرة الم

عبدالله كنون (رسمه وخطه وتوقيعه)

(١) مماكتبه خالـد رزق تقـي الديـن في موقـع الألوكـة ونشـر بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٣م.



عبدالله كنون شيخًا

ولد بمدينة فاس من أسرة محافظة. حفظ القرآن صغيرًا، وأتقن حفظ المتون، وأجاد رواية الحديث ورواية الشعر، ثم لحق بالقرويين ليتلقى العلوم على كبار المشايخ يومئذ، واستقرَّ مع والده في طنجة، وأنشأ فيها المعهد الإسلامي، الذي تولى إدارته حتى سنة ١٣٧٣هـ، فقد انتقل إلى تطوان احتجاجًا على خلع الملك محمد الخامس من قبل سلطات الاحتلال الفرنسي، وأقام في فيها مدرسًا بالمعهد العالي ومديرًا لمعهد الحسن للأبحاث، ولم يلبث أن عيِّن وزيرًا للعدل في حكومتها، وبعد توحيد بلاد المغرب أوكلت إليه وظيفة الحاكم العام في طنجة. وكان أحد مؤسسى الجمعية الوطنية الأولى بقيادة محمد عبدالكريم الخطابي. وكذلك أسهم في تأسيس كتلة العمل الوطني التي انبثقت منها الأحزاب السياسية الكبرى بعد ذلك. وفي سنة ١٣٧٦هـ عين عضوًا في الجحمع العلمي العربي بدمشق، وفي عام ١٣٨١هـ انتخب عضوًا عاملًا في محمع اللغة العربية بالقاهرة، وانتخب أيضًا أمينًا عامًا لرابطة العلماء في المغرب، ولما أنشئ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سنة ١٣٨٣هـ عين عضوًا عاملًا فيه. وبعد نحو عشر سنوات انتخب عضوًا عاملًا في الجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. وترأس صحيفة الميثاق (لسان حال رابطة علماء المغرب) حتى وفاته يوم ٥ من شهر ذي الحجة، الموافق ٩ من تموز (يوليو).

ومماكتب فيه:

الدراسات الأدبية في المغرب: الأستاذ عبدالله كنون نموذجًا/ أحمد الشايب. عبدالله كنون: سبعون عامًا من الجهاد المتواصل/ عدنان الخطيب.

عبدالله كنون وموقعه في الفكر الإسلامي السياسي الحديث/ عبدالقادر الإدريسي. عبدالله كنون/ أحمد الشايب وآخرون.

عبدالله كنون بين التكريم والتأبين/ جمعية مكتبة عبدالله كنون (صدر عام ١٤١١هـ، وهو مجموع ما كتب فيه منذ عام ١٣٨٨هـ).

عبدالله كنون: شخصه وفكره/ جماعة من الكتاب.

مقارنة لبعض مكونات الخطاب التاريخي حول الأدب المغربي: عبدالله كنون نموذجًا/ عبدالجيد الجهاد (ماجستير).

عبدالله كنون العالم المصلح/ إبراهيم بن أحمد الوافي.

وزادت مؤلفاته المنشورة على خمسين كتابًا، منها: أحاديث عن الأدب المغربي الحديث، أدب الفقهاء، النبوغ المغربي، أبحم السياسة وقصائد أخرى، تفسير سورة المفصل من القرآن الكريم، شرح الشمقمقية، عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب للحازمي الممداني (تحقيق)، القاضي عياض بين العلم والأدب، لقمان الحكيم، مدخل إلى تاريخ المغرب، مفاهيم إسلامية، فتاوى العلامة عبدالله كنون. وله مؤلفات أخرى العلامة عبدالله كنون. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(").

(۲) الرابطة (جمادی الآخر ۱۹۱۰هـ)، مآب (الأردن) محرم 181هـ، دليل أكاديمية المملكة المغربية ص 18 ، الرائد (الهند) 2-1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1 ،

عبدالله بن عبدالعزير الجذالين = عبدالله بن عبدالله بن عبدالعزير آل مفلح

عبدالله بن عبدالعزيز الحميدي (١٣٧٥ - ١٠٠١ه = ١٩٥٥ - ٢٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن عبدالعزيز الدويش (۱۳٤٠ - ۱۶۱۵ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۵م) أديب وشاعر نبطى، من رواد فنّ الزهيري.



ولد في الكويت، درس في مدرسة العجيري والمباركية، اشتغل بمهنة الغوص والسفر، عمل موظفًا في إدارة بلدية الكويت حتى تقاعده، تفرغ للبحث والتأليف في محال الشعر النبطي والزهيري الموال، من المؤسّسين لرابطة الأدباء بالكويت، وجمعية الفنانين هناك، رئيس تحرير مجلة «عالم الفنن» حتى وفاته، اشتهر بأهازيج البحر، وكان مرجعًا للأدب الشعر الشعبي. توفي يوم ٢٤ ربيع الآخر، ٢٩ أيلول (سبتمبر). من كتبه المطبوعة: من أعلام الشعر النبطي من كتبه المطبوعة: من أعلام الشعر النبطي الفريسي – العرضة، الحداء، الهجيني، ديوان الشهري: مجموعة من المواويل المشهورة، الزهيري: مجموعة من المواويل المشهورة، ديوان الشاعر عبدالله بن عبدالعزيز

ص١٦٤٠، ورجب ١٤١٩هـ ص١٠٩٥، وبيليوحرانيا جامعة لإنتاجه في مجلة المورد جـ١٩ ع ٢ ص١٨٦، عالم الكتب مج١٦ ع ٦ ص٥٥٠.

الدويش، مجموعة زهيريات، ديوان حمد بن عبدالله المغلوث (جمع)، ديوان حمود الناصر البدر (جمع)(١).

عبدالله بن عبدالعزيز آل عبدالوهاب (١٣٣٥ – ١٤٢٢ه = ١٩١٦ – ٢٠٠١م؟)

نسبته إلى سليمان بن عبدالوهاب أخي الشيخ محمد.

ولد في مدينة حريملاء بالسعودية. طلب العلم، ولازم شيخه فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك حتى وفاته، عمل قاضيًا في الجوف وظهران الجنوب وغيرهما، مع الإمامة والخطابة، ثم كان رئيس المحكمة المستعجلة بالخير. وكانت له جهود خيرية مباركة في بلده وخارجها، حتى الصين، مع زهد وتواضع. توفي بالرياض يوم ١٣ ذي القعدة.

صدر فيه كتيب عنوانه: تيسير الملك الوهاب في سيرة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل عبدالوهاب/ بقلم تلميذه عبدالعزيز بن محمد السدحان(٢).

عبدالله بن عبدالعزیز بن عبدان (1771 - 1110) = 1901 - 1900 = 1110 = 1110

درسُ في حلقات المسجد ببريدة في نجد، من مشايخه عبدالله بن محمد بن سليم، وأخوه عمر. عيِّن قاضيًا في أكثر من مدينة، ثم كان رئيسًا لمحكمة أبها، ثم رئيسًا لمحكمة الزلفي، ثم عنيزة، وكان إمامًا في أكثر من جامع. بعد تقاعده عام ١٣٩٩هـ تفرَّغ للعبادة والقراءة والبحث والتأليف والتدريس في مسجد بريدة وإصلاح ذات

 (١) قاموس تراجم الشخصيات الكويتية ص١٩٢، الرياض ١٤٢٤/٢/٢٩هـ. وصورته من وكالة انفرا الإخبارية.
 (٢) وترجمته منه.

البين، وعمل رئيسًا لتوزيع الصدقات على المحتاجين في منطقة القصيم وغير ذلك. له مؤلفات ما زالت مخطوطة، هي: الجواب المفيد على السؤال السديد، رسالة في تحقيق العبودية وأقسامها، التحفة في بيان أهل المعرفة، الحبة في الله، بيان بطلان مذهب الجهمية، رسالة في تنبيه الإنسان على تحريم الدخان، البيان في كشف حال مشركي هذا الزمان (1).

عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل (١٣٣٤ - ١٤٣٢ هـ = ١٩١٦ - ٢٠١١م) قاض عالم مسند علَّامة.



ولادته في مدينة عنيزة بالسعودية. حضر دروس المشايخ، وتعلم في مدرسة الشيخ عبدالله القرعاوي، ولازم الشيخ عبدالرحمن بن سعدي (١٢) عامًا وبه تخرَّج، كما أخذ عن المفتى محمد بن إبراهيم آل الشيخ ولازمه نحو (۲۰) عامًا، وحضر كثيرًا من دروس الشيخ عبدالله القرعاوي وأجيز منه إجازة عامة، وتلقى الكتب الستة ومسند الإمام أحمد ومشكاة المصابيح عن الشيخ على بن ناصر أبو وادي، وروى عن آخرين وتتلمذ عليهم، ولقي جماعة من العلماء وتباحث معهم، مثل العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب (أضواء البيان)، وله شيوخ كثر في الإجازة، وأسانيد في الفقه الحنبلي، وفي الصحاح والسنن. ابتعث قاضيًا ومرشدًا في منطقة جيزان، ثم رأس محكمة أبي عريش مع التدريس والوعظ، ثم تولى القضاء في الخرج

(٣) تاريخ القضاء والقضاة ٣/ ٢٣٧، معجم مصنفات الحنابلة ٧/ ٢٢١.

# بنسي أنفالخزالك

250 9/1A WILL

الحدلله والصلاة والسلام على ديول الله مسيا محمد وعلى الروصي برمن والاه ويعد فقد و فق الله الاستاذ الجائم الشيخ محدث ما صوالعبي في حيلة من اليعنا ديث العبوب المستعلمة في نفسل المساحد جسعام روا با تناعن أشيا خنا باسانيد ما المدكورم في نبسنا فنتبه الإصعام الرسيع عدد مناهم وعلى مراكباً وتحريمها في محلد لطبف ساه والادبعون في فضل الساحد وعام ملى

وقداء ما الدمام المنوري وشيخ الاسلام البهرتيميه وعبرها وتحربا المتفعل حديث من حفظ على وقربا المتفعل المعين حديث من احرد منها بعنها العرب المقعل المعين حديث العرب المتعين عالما أخرج المتعين في المعرف في المعرب وعبوها والمعلق المعرب المتعين والمعرب المتعين المتعال الإعال وقل في التعين المتعين في المتعال الإعال وقل في المتعين في المتعين المتعال المتعال وقل في المتعين المتعي

## عبدالله بن عقيل (خطه وختمه وتوقيعه)

والرياض وعنيزة، وصار من بعد عضو الإفتاء في الرياض بدرجة رئيس محكمة، ورئيس الهيئة العلمية برئاسة القضاة، وتقاعد عن رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى. ثم تفرَّغ للعلم وطلبته، وعقد محالس لقراءة كتب الحديث في بيته ومسجده، واستفاد منه طلبة علم كثيرون، داخل البلاد وخارجها، وأجازهم بأسانيده المتصلة، إضافة إلى إجابة المستفتين، وكان برنامجه يبتدئ من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد الشروق، ومن الضحى إلى ما بعد الظهر، وبعد العصر، وبعد العشاء، في همَّة ونشاط تفوق همم الشباب ونشاطهم، وامتدَّ تدريسه إلى سبعين عامًا، على الرغم من عمله في القضاء مدة طويلة. وأثنى عليه جمع من العلماء، منهم أساتذته وأقرانه وتلامذته، ومن أكثر محبيه الشيخ محمد بن ناصر العجمى، الذي قال فيه «جمع الله له بين غزارة العلم ورجاحة العقل واستحضار النصوص، والبصر بمواضع الكلام العذب،

يأخذ بأيدي الطلاب ويفرح بهم، ملازمًا للعلم والعبادة، بحر لا تكدره الدلاء، بل يزيد في الفضل والعطاء.

إذا قلت شارفنا أواخر علمه تدفَّق حتى

قلت هذي أوائله». وكانت وفاته ظهر يوم الثلاثاء ٨ شوال، ٦ أيلول (سبتمبر). وصدر فيه:

مقالات وقصائد في وفاة شيخ الحنابلة سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العقيل

رحمه الله تعالى/ جمع وانتقاء محمد زياد بن عمر التكلة.

الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل: سيرته الذاتية و أهم مراسلاته/ اعتنى بجمعه و إخراجه بلال بن محمود عدار الجزائري ؛ أشرف عليه وراجعه عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل. يليه: وثائق مهمة تنشر لأول مرة تتعلق بسيرة الشيخ ابن عقيل و بجمع من المراسلين: مجموع يتضمَّن جوانب مهمة من تاريخ المملكة العربية السعودية في القرن الماضي، وصورًا من الحياة العلمية و القضائية و الأدبية فيها، و تراجم لجمع من أعلامها (٥ جوفيه) و عجر).

الجامع للرحلة إلى ابن عقيل المشتمل على الإكليل والتكميل والتحجيل ١٤٢٣- ٢٣١ هـ/ وليد عبدالله المنيس (وهي ثلاث رحلات).

وخرِّجت له عدة أربعينات، منها:

الأربعون في فضل المساجد وعمارتها:

مما رواه شيخ الحنابلة عبدالله بن عقيل بأسانيده عن شيوخه / تخريج محمد بن ناصر العجمي.

النوافح المسكية في الأربعين المكية/ خرجها له محمد زياد التكلة.

الأربعون الحنبلية، والثمانون/ خرجهما له صالح العصيمي.

الأربعون في الحج وفي الصيام/ تخريج باسل الرشود.

كما خرِّج له: جزء النجم البادي في عوالي مفردات العلامة ابن عقيل على شيخه المحدِّث على أبو وادي.

الأوائل العقيلية/ تخريج بدر بن طالب العتيبي.

مقدمة الأربعين الثلاثية من مرويات الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل/ عبدالله عبدالرحمن السعد.

وصدر ثبته بعنوان: فتح الجليل في ترجمة وثبت شيخ الحنابلة عبدالله بن عبدالعزيز العقيل/ جمع وتخريج محمد زياد بن عمر التكلة.

وله إجازة مطبوعة بعنوان: الإجازة الوفية بالأسانيد اليمينية العلمية لعالم الديار النجدية. وهي إجازة القاضي المعمر عبدالله بن علي العمودي له. وقدَّم لكتب عديدة.

كتبه المطبوعة: الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة (رسائل شيخه ابن سعدي إليه) ومسائل أخرى، كشكول ابن عقيل: حكم ونوادر وألغاز وأقاويل، مجموع في آثار سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العقيل في الذكريات والتاريخ والتراجم، إدراك المطالب بحاشية ابن عقيل على دليل الطالب، تحفة القافلة في حكم الصلاة على الراحلة، الشيخ عبدالرحمن السعدي على الراحلة، الشيخ عبدالرحمن السعدي كما عرفته، التراث فيما ورد في عدد السبع والثلاث، فتاوى ابن عقيل.

آثاره المخطوطة: ترجمة الوالد الشيخ

عبدالعزيز بن عقيل، مراسلات ابن عقيل، الترجمة الذاتية، شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخه ابن سعدي، مجموع الفوائد المنثورة(١).

عبدالله بن عبدالعزيز العليوي (١٣٧٣ - ١٤٢٤ه = ١٩٥٣ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن عبدالعزيز بن عمّار (۱۳۰۳ – ۱۳۹۷ه = ۱۸۸۵ – ۱۹۷۷م) فقیه فرضی حنبلی.

ولد ونشأ في بلدة غسلة بالقرائن في السعودية، كف بصره وهو طفل، فحفظ القرآن الكريم، وسافر إلى الرياض فلازم الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ ودرس عليه مدة طويلة، وعلى آخرين، تفوق في علم الفرائض ودرَّسها، وكان عمن درس عليه مفتي السعودية محمد بن إبراهيم، عين إمامًا ومرشدًا وقاضيًا في هجرة الأرطاوي ثم قضاء السر بكافة حاضرتها وباديتها(٢).

عبدالله بن عبدالعزيز آل مبارك (١٣١١ – ١٣٩٨هـ = ١٨٩٣ – ١٩٧٧م) ناض.



(۱) مدونته في موقع الألوكة (استفيد منها في يوم وفاته، مجلة العدل (السعودية) (ربيع الآخر (١٤٢٠هـ) ص٢٠٩، الحرس الوطني (جمادى الآخرة ٤٢٩هـ) ص٧٧، الأربعون في فضل المساجد وعمارتما (الملكورة أعلاه) ص٧، الإعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام ص ١٨٧، أعلام تشرفت بالحديث عنهم ص ٣٩.

(٢) القرائن بالوشم/ إبراهيم السدحان ١/ ١١٦.

من أهل الأحساء بالسعودية. أول من تولى من تولى منصب القضاء في مدينة الظهران سنة ١٣٥٦هم، وبقي في منصبه هذا ١٦ عامًا. ثم طُلب سنة ١٣٧٢هم من قبل أمير البحرين فأصبح هناك قاضي تمييز للأحكام الشرعية لمدة ٢٥ سنة! وكان فقيهًا أديبًا(٣).

عبدالله بن عبدالعزيز آل مفلح (١٣٣٦ – ١٤١٥ه = ١٩١٧ – ١٩٩٤م)



ولد في مدينة ليلى بالأفلاج في السعودية من بيت علم. تجول في عدة مناطق لطلب العلم، واشترك في حرب اليمن وعمره ١٧ سنة. في عام ١٣٥٥هـ رحل إلى الرياض ودرس على مشايخها، ومنها إلى مكة واستفاد من علمائها، واستقر في بلدته سنة واستفاد من علمائها، واستقر في بلدته سنة التي ساعدته ليكون بارزًا في عدة علوم، منها: الفرائض والتاريخ والأنساب، وصار مقصدًا للباحثين القادمين للأفلاج لأخذ مقصدًا للباحثين القادمين للأفلاج لأخذ الفهم وكثرة القراءة، وكان يقول لتلاميذه: ما سععت شيئًا أو قرأته إلا حفظته! كما عُرف بالزهد والكرم وخدمة الناس. توفي عرف بالزهد والكرم وخدمة الناس. توفي يوم ١٢ محرم في المسجد وهو ينتظر صلاة الناس.

صدر فيه كتاب عنوانه: المؤرخ الفرضي والنسابة عبدالله بن عبدالعزيز آل مفلح الجذالين: حياته وآثاره/ عبدالعزيز بن محمد المفلح، عبدالله بن محمد المفلح، ١٤٢٩هـ.

(٣) علماء وأدباء البحرين ص ٢٩١، الملحق المفيد في تراجم أعلام الخليج ص ١١، علماء في الذاكرة ص٨٩.

وصدر له: كتاب الجذالين: نسبهم وموجز تاريخهم، تاريخ الأفلاج وحضارتها. وله من المخطوط: أحداث المائة الرابعة بعد الألف. إضافة إلى مشاركات في المحلات والجرائد المحلية(٤٠).

عبدالله عبدالعظیم عبدالله (۲۰۰۰ – ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالله عبدالغني خياط ( ١٩٢٦ - ١٩٩٥ م ) المام وخطيب الحرم المكي الشريف، من كبار العلماء.



انتقلت أسرته في أواخر القرن الثاني عشر الهجري من مدينة حماة بالشام إلى مكة المكرمة، وحرص والده على تنشئته تنشئة دينية، فانخرط وهو صبي في حلقة من حلقات المسجد الحرام برغم أنه كان منتظمًا في الدراسة النظامية بمدرسة الخياط في المسعى، ومن أبرز شيوخه: عبدالله بن حسن آل الشيخ، أبو بكر خوقير، سلمان الأزهري. درَّس في المدارس، كما كلية الشريعة بمكة، ثم أصبح مديراً للتعليم كلية الشريعة بمكة، ثم أصبح مديراً للتعليم خطابته في المسجد الحرام. وكان قويً علمان الذاكرة، وذا مواهب، علمية وإدارية، وليس أعظم من تلاوته القرآن العظيم الذي

(٤) رجال في الذاكرة ١/ ١٢٩، معجم المرخين السعوديين ص ٢٩، الجلة العربية س ١٩ ع ٢١٣ (شوال ١٤١٥هـ) ص٧٢، صحيفة الأفلاج الإلكترونية ٢١٣/٢/١٣.

تخشع له القلوب. وكان جمَّ التواضع، فيه أخلاق العلماء، وشيم الصالحين، وربَّى أفواجًا من أهل العلم، وكانت يجيب عن استفسارات الطلبة الموجهة إليه في شتى فنون الشريعة. وخطبه التي ألقاها في المسجد الحرام طبعت، واستفاد منها كثير من خطباء المساجد، وكان أيضًا صاحب مشاركات إعلامية صحفية وإذاعية، وكان أول من سجّل بصوته القرآن الكريم مرتلًا في السعودية. وفي عام ١٣٤٦هـ عيّن إمامًا للمسجد الحرام بالاشتراك مع الشيخ عبدالظاهر أبو السمح، واستمرَّ في هذه الإمامة الجليلة ثلاثين عامًا. كما تعيّن عام ١٣٩١ه ضمن أول أعضاء هيئة كبار العلماء بعد تأسيسها مباشرة. ومات بمكة المكرمة في السابع من شهر شعبان، الثامن من يناير.



عبدالله عبدالغني خياط إمام الحوم المكي (٣٠) عامًا

صدر كتاب في سيرته بعنوان: الشيخ عبدالله عبدالغني خياط: الخطيب في المسجد الحرام/ تأليف محمد علي حسن الجفري.



عبدالله خياط (خطه وتوقيعه)

ومن تصانيفه المطبوعة: اعتقاد السلف، تأملات في دروب الحق والباطل، حكم وأحكام من السيرة النبوية، الخطب في المسجد الحرام (٦ مج)، دليل المسلم في الاعتقاد، الربا في ضوء الكتاب والسنة، صحائف مطوية، الرواد الثلاثة (سعد بن أبي وقاص، مصعب بن عمير، أبو هريرة، رضي الله عنهم)، تحفة المسافر... ومؤلفات أحرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

## عبدالله عبدالقادر الفادني (۰۰۰ - نحو ۱۱۰۰ه = ۰۰۰ - نحو ۱۹۸۵م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالله عبدالقادر القواسمي (۱۳۸۰ – ۱۶۲۶ه = ۱۹۹۰ – ۲۰۰۳م) قائد مجاهد شهيد.



ولد في مدينة الخليل، التحق بجامعتها ولم يتمكن من إكمال دراسته، دعا وجاهد، واعتُقل مرات، أُبعد مع (٤١٧) مجاهدًا إلى مرج الزهور بلبنان، وعاد لتعتقله عناصر المخابرات من السلطة الفلسطينية وتنقله إلى سجن أريحا المركزي، وتعرَّض فيه لأشدِّ

(۱) المسلمون ع ۱۹ (۱/۱/۱۱هـ)، وع ۲۳۰ (۱) المسلمون ع ۱۹ (۱/۱/۱۱هـ)، وع ۲۳۰ (۱/۱۱هـ)، و ۱۲۰ (۱/۱۱هـ)، و ۱۲۰ (۱/۱۱هـ)، و ۱۲۰ (۱/۱۱هـ)، من ۱۳ (۱/۱۱هـ)، الفريعة أغلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ۱/ ۷۹، الشريعة ع ۲۰۰ (رمضان ۱۱،۱۱هـ) ص۱۱، المدينة ع ۷۷۰، عرب المكي ص۱۳، إمتاع الفضلاء ۱/ ۷۹۰، إمتاع

صنوف العذاب، ووضعته المخابرات في سجن انفرادي (١٣٠) يومًا. ثم خطط لعمليات عديدة ضد الكيان اليهودي، نتج عنها قتلى وجرحى بالمئات، كان آخرها عملية القدس، ردًا على محاولة قتل القائد عبدالعزيز الرئتيسي، فكان المطلوب رقم عبدالعزيز الرئتيسي، فكان المطلوب رقم للعشرات من العمليات الاستشهادية، للعشرات من العمليات الاستشهادية، حيث كان مسؤول الجناح العسكري لحركة حاس في الضفة الغربية، واغتاله العدو في الخليل يوم ٢١ ربيع الآخر(٢).

عبدالله بن عبدالكريم الجِرافي (١٣١٩ - ١٩٨١ م ١٩٨١ م) عالم زيدي، باحث في التاريخ.



مولده بصنعاء، ودرس على علمائها وأجازوه، منهم والده، والقاضي يحيى الإرياني. درَّس بمسجد الفليحي. وكان أحد أعضاء لجنة تاريخ اليمن أيام الإمام يحيى برئاسة المؤرخ محمد بن زبارة الصنعاني، وفي عهد الإمام أحمد حميد الدين سافر إلى القاهرة للإشراف على طباعة مؤلفاته وبعض الكتب اليمنية. صرف عمره بين المدرسة والمسجد، وتخرَّج عليه جماعة كبيرة من علماء العصر، توفي بصنعاء ليلة الجمعة من علماء العصر، توفي بصنعاء ليلة الجمعة و ذي القعدة.

من مؤلفاته وتحقيقاته: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار/ المهدي لدين

(۲) الجزيرة ع ۱۱۲۲۰ (۲۰۰۳/٦/۲۳م)، منتديات الرباط الفلسطينية (آخر تعديل ۲۲ جون ۲۰۰۷م).

الله أحمد بن يحيى بن المرتضى (شارك في التعليق عليه، ٦ مج)، تحفة الإخوان بحلية علَّامة الزمان الحسين بن علي العمري، توحيد الخالق (بالاشتراك مع آخرين)، أنباء اليمن ونبلاؤه بعد الألف (خ)، المقتطف من تاريخ اليمن، نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر/ محمد بن زبارة الصنعاني (شارك في التحقيق، (٢-ج)، ذخائر علماء اليمن (جمعها محمد عبدالكريم الحرافي)، اليمن أهل الحديث بذكر الأسانيد(١).

عبدالله بن عبدالكريم الخطيب (۱۹۸۰ م ۱۹۸۰ م ۱۹۸۰ م (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن عبدالكريم المعجل (۱۳٤٧ - ۱۹۱۲ه = ۱۹۲۸ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن عبدالكريم الملاحي (١٣٥٠ - ١٩٩٧ م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن عبداللطيف العبداللطيف (١٣٧٣ - ١٤١١ه = ١٩٥٣ - ١٩٩١م) فنان تشكيلي.



من الدوادمي بالسعودية. تخرج من

(١) أعلام المولفين الزيدية ص٥٩٥، هجر العلم ١/ ٣٦٨ (ووفاته في هذا المصدر ١٣٩٧هـ)، معجم المعاجم والمشيخات ٢/ ٥٦٨، المسلسلات في الإجازات ٢/ ٤٩٤، مؤلفات الزيدية ١/ ١٧٢، ٢٥٨، ٣٩٨، ٣/ ٣٤٨، الإجازة الكبيرة ص٣١٣.

معهد التربية الفنية ودرّس، حصل شهادة الماجستير في مجال النحت من أمريكا. عاد ليعمل مشرفًا تربويًا بإدارة التعليم بالدوادمي. له مجسَّمات جمالية في مدن بالمملكة والإمارات، وشارك في معارض دولية بإيطاليا واليابان. واعتبر من رواد النحت في بلده.



أنموذج من نحتٍ عبدالله العبداللطيف

صدر فيه كتاب: إبداع لا ينطفئ/ إعداد عبدالعزيز بن عبدالله الرويضان، ١٤٢١هـ، ١٠١ص(٢).

عبدالله بن عبدالله الإجيجي عبدالله بن عبدالله ١٩٩٠ – ١٩٩٠) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن عبدالله الزايد (۱۳۲۱ - ۱۶۲۳ ه = ۱۹۶۷ - ۲۰۱۲م) أصولي تربوي إداري.



الماجستير من المعهد العالي للقضاء في الرياض، والدكتوراه من جامعة الأزهر متخصِّطًا في أصول الفقه، وتلقَّى دورات في الإدارة واللغة الإنجليزية. وعمل أستاذًا في جامعة الإمام فرع المدينة، ومديرًا للمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض، ثم بلمدينة، ومديرًا للجامعة الإسلامية بالرياض، ثم نائب الرئيس. كما رأس مدارس ومعاهد ومساجد ومجالس إسلامية في مختلف أنحاء العالم، وشارك في مؤتمرات ولقاءات دعوية وعلمية داخل السعودية وخارجها. توفي يوم الجمعة ٢ ربيع الآخر، ٢٤ شباط (فبراير).



## عبدالله الزايد (رسالة بخطه)

له من المطبوع: ابن حزم الأصولي (دكتوراه)، السياسة الشرعية: المقرر الثامن، فقه): برنامج العلوم الإسلامية والأدبية وبرنامج العلوم الإدارية والإنسانية (مع أحمد بن علي سير المباركي وعبدالله بن عبدالحسن الطريقي)، مسائل في الردة والافتئات (مع صالح بن فوزان الفوزان وصالح بن غانم السدلان؛ إعداد وحوار عبدالله بن محمد الرفاعي)، الجهاد في الإسلام (ماجستير)، معنى التطور (٣).

(٣) موسوعة أسبار ٧١٥/٢، موسوعة الشخصيات السعودية ص٢٤٦ (وفيه اسم والده (عبيد) وهو اسم جدَّه،

## عبدالله بن عبدالله قَشْوة (۱۳۷۲ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۵۲ - ۲۰۱۱م) داعیة تنظیمي، سیاسی تربوي.



من أبناء مدينة حجّة باليمن، حصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة صنعاء، والماجستير والدكتوراه في الإدارة من السودان، درَّس، وترقى في المناصب التربوية حتى كان مستشارًا لمكتب التربية والتعليم بمحافظة حجة. وقد التحق بالحركة الإسلامية منذ عام ١٣٩٠هـ تقريبًا، وصار من أعلام الحركة، وممن أسَّسوا العمل الدعوي بمحافظة حجَّة، وكان فيها رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح، ونائب رئيس دائرة التنظيم بالأمانة العامة للإصلاح. وقد أسهم في نشر القيم الإسلامية وتوسيع قاعدة أنصار الحركة في عدد من المحافظات. وكان علمًا في الفقه والتربية، وسياسيًا محنكًا، قاد العمل السياسي بعد إعلان الوحدة اليمنية رغم المصاعب والمعوِّقات والمحن، وخلَّف تلامذة من الدعاة المدرَّبين. توفي يوم ٢٤ صفر، ۲۸ ینایر<sup>(۱)</sup>.

## عبدالله عبدالله محمد خير (۰۰۰ – ۱٤۲۹ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

صحيفة الجزيرة ع ١٤٣٨/ (١٤٣٣/٣/٢٦هـ، الرياض ع ١٥٩٤٤ (بالتاريخ السابق). والرسالة من موقع عبدالله بن زيد آل محمود.

(١) الصحوة نت (بتاريخ وفاته)، المصدر أون لاين، موسوعة الألقاب اليمنية ٥/ ٣٧٩.

## عبدالله بن عبدالله الوضاف (۱۳۲۸ – ۱۶۱۶هـ = ۱۹۲۹ – ۱۹۹۶م)

عالم مشارك، قاض.

مولده في بني بدر الجحاور للقويعة في اليمن. كان عالمًا محققًا في الفقه مع مشاركة في الأصول والنحو والصرف والمعاني والبيان والتفسير وعلوم الحديث، من أهل السنّة العاملين بحا. تولى القضاء في حجَّة ثم صنعاء، فكان عضوًا في المحكمة العليا للنقض والإقرار، ودرَّس في المعهد العالي للقضاء. مات بصنعاء يوم الثلاثاء تسعبان، ١٨ كانون الثاني.

من مؤلفاته: الإيمان (مع آخرين)، المعاملات (مع آخرين)، خطب منبرية، ورسائل علمية وبحوث متفرقة (٢).

## عبدالله عبدالماجد إبراهيم (١٣٥٣ - بعد ١٤٢٥هـ؟ = ١٩٣٤ - بعد ٢٠٠٤م؟)

شيخ العلماء بالسودان.

تعلم في معهد أم درمان العلمي بالسودان، وحصل على الماجستير والدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، عمل مديرًا لقسم الدعوة بوزارة الشؤون الدينية، وأستاذًا للدعوة وعميدًا لكلية أصول الدين والتربية بجامعة أم درمان الإسلامية، فمديرًا للجامعة بالإنابة، وانتخب شيخًا للعلماء سنة ١٤٠٥ه، وعضوًا بمجمع الفقه الإسلامي عام ١٤٢١ه، كما عمل في الإسلامي عام ١٤٢١ه، ومنور، وشارك في جامعات سعودية مدة ربع قرن، وشارك في مؤتمرات وندوات داخل وخارج السودان.

تصانيفه: الإعلام بالأعلام: مسيرة علماء السودان من تنبكتو إلى أم درمان، الغرَّابة: الجماعات التي هاجرت من غرب إفريقيا واستوطنت سودان وادي النيل، الخرطوم

(٢) هجر العلم ٢/ ١٧٧١، ومستدركه ص٤٦٢، معجم البلدان والقبائل اليمنية ٢/ ١٨٧٧. ويرد اسمه في كتابات: الوظاف.

الشعب والدعاة، الدعوة الإسلامية في السودان: نشأتها - نموها - ازدهارها (أصله دكتوراه)، دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب والتصورات الخاطئة.

وذكر له (تحت الطبع): هدي الصحابة والتابعين، الهدي النبوي في الزهد والرقائق، مفكرو الإسلام، مع السيرة النبوية، مع المناهب المعاصرة(١٠).



عبدالله عبدالمجید بغدادي (۱۳٤۱ – ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۲ – ۲۰۰۱م) تربوي أدیب.



من مواليد مكة المكرمة. تخرَّج في كلية دار العلوم بمصر، وعاد ليدرِّس ويتقلد عددًا من الوظائف التربوية، فكان أول مدير لإدارة التعليم بمكة، وعميدًا لكلية الشريعة، ومستشارًا لجامعة الملك عبدالعزيز، وعضوًا بالمجلس الأعلى بها، وآخر مناصبه: رئيس المجلس التأديبي بالمنطقة الغربية، مع مشاركات أدبية في عدد من الدوريات المحلية، وأشرف على مكتب جريدة الندوة الخلية، وأشرف على مكتب جريدة الندوة

بجدة، ونشط في المسامرات الأدبية. وكان واحدًا من مؤسِّسي ندوة المسامرات الأدبية، أول ندوة تقام في السعودية. وله كتب، منها: الانطلاقة التعليمية في المملكة العربية السعودية: أصولها – جذورها – أولياتها (٣ج)، المسامرات الأدبية (جد)(١).

عبدالله بن عبدالمجيد السنوي (۱۳۲۱ - ۱٤۰۳ه = ۱۹۰۶ - ۱۹۸۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن عبدالمطلب بوقس (۱۳۶۹ – ۱۶۳۰ هـ = ۱۹۳۰ – ۲۰۰۹م) تربوي إداري.



من مكة المكرمة، حصل على دبلوم الدراسات العليا في التربية من معهد التربية العالي بالقاهرة، وتولى عدة مناصب في التعليم، منها: مدير تعليم حدة، ملحق ثقافي بأمريكا، كما عمل في هيئة الرقابة والتحقيق، ونائبًا لرئيس نادي مكة الثقافي، واهتم بالكتابة للأطفال وإنشاء المدارس النموذجية، وأهم منصب له أطال فيه: وكيل وزارة الحج (١٣٩٨ – ١٢١١ه)، وله مقالات كثيرة في الدوريات المحلية، وله ذكريات.

(۱) عكاظ (الأحد ۲۷/۹/۹ ۱هـ)، الندوة ۲۲/۶/۱ ۱هـ، هوية الكاتب المكي ص٥٨, موسوعة الشخصيات السعودية ص٨٨، الاثنينية ٢١/ ٢٤٩، وملف خاص عنه «ملحق التراث» الأسبوعي الذي يصدر عن صحيفة المدينة س ١٩ ع ٢٠ (٢١/١/٣) ١٨، وفيه ترجمته لنفسه، وصور له.

ومن كتبه: استراتيجية الطوافة والنظام الأمثل، بين الحضانة والروضة، التوعية الشاملة في الحج، خدعتني بحبها: مجموعة قصصية، خواطر في التربية والتعليم، دعوة الحق: صراع بين الحق والباطل، الرحلة المقدسة إلى بيت الله الحرام، الزاهد عمر بن عبدالعزيز: دراما تاريخية عن حياة الخليفة، صدى السنين: ذكريات عن الماضي، المتنبي شاعر العرب(٢).

عبدالله عبدالمطلب عبدالباري (۱۳۶۳ – ۱۶۱۱ه = ۱۹۲۴ – ۱۹۹۱م) خبير إعلانات، محرر صحفي.



ولد في منيا القمح بمحافظة الشرقية. حصل على إجازة من كلية الآداب بجامعة القاهرة، عمل محررًا بجريدة «المصري»، ومدير عام لمؤسسة الأهرام، ثم رئيس مجلس الإدارة بها، مؤسِّس فرع المنظمة الدولية للإعلان في مصر، رئيس الجمعية المصرية للإعلان، مؤسِّس صحف: حريدة مايو، واللواء الإسلامي (الحكومية) وشباب بلادي، عضو لجنة رجال الأعمال المصريين وغيرهما، وأنشأ مؤسسة مصر بلتجارة والتنمية، والشركة العالمية للتجارة أتيكو، عضو في هيئات ومراكز أهلية وحكومية... حضر العديد من المؤتمرات العالمية في بحال الإعلان. وحصل على حوائز وأوسمة عديدة.

 (۲) معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٢٢، جريدة البلاد ٤٣٠/١٢/٤هـ، بوابة جدة التربوية (٤٣٢هه) مع إضافات.



الجمعية المصورية المصرية للإعلان عبدالله عبدالله عبدالباري رأس الجمعية المصرية للإعلان

عبدالله عبدالباري والس الجمعية المصوية الإطار وله من الكتب: خواطر في بلاط صاحبة الجلالة(").

عبدالله بن عبدالوهاب الشَّمَاحي (۱۳۲۵ – ۱٤۰٦ه = ۱۹۰۷ – ۱۹۸۵م) عالم زیدي، مؤرخ خطیب أدیب.



مولده بشهارة في اليمن. أحد العلم بها وبالظفير وصنعاء فذمار... وغيرها، حتى برع في فنون شتى. درَّس، وتنقل في عدة أعمال، وكاد أن يعدم في ثورة ١٩٤٨م، سجنه المصريون. ثم تولى عدة مناصب بعد الثورة، ومثل اليمن في مؤتمرات، وكان يتقرب إلى المسؤولين. توفي في ١٠ ربيع الأول.

من مؤلفاته: القضاء في اليمن عبر التاريخ، اليمن الإنسان والحضارة، صراط العارفين إلى إدراك اختيارات أمير المؤمنين (نظم اختيارات الإمام يحيى حميد الدين وشرحها)، اليمن وثورة ٢٦ سبتمبر، المجرات اليمنية، اليمن في طريق الحقيقة (خ)(أ).

 (٣) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ٢١٧، أعلام مصر في القرن العشرين ٣١٦، الفيصل ع ٣٣٣ ص.١٢٣.

(٤) اليمن في ١٠٠ عام ص٢٦٦، أعلام المؤلفين الزيدية ص٥٩٨، هجر العلم ٢/ ١١١٣، معجم البلدان والقبائل اليمنية ١/ ٨٧٥، موقع »صنعاء عاصمة الثقافة العربية ٢٠٠٤» وولادته هنا: قرية الشمالي قرب ذمار.

## عبدالله عبدالوهاب نعمان (۱۳۳۵ - ۱۹۱۷ه = ۱۹۱۷ - ۱۹۸۲م) أديب شاعر وزير.



ولد في قضاء الحجرية بلواء تعز في اليمن، وتعلم هناك وفي صنعاء، ثم درَّس، وفرَّ مع «الأحرار». وفي عدن أصدر جريدة «صوت اليمن» الناطقة باسم الجمعية اليمنية الكبرى، وكتب في مجلات أخرى، فكان من أبرز كتاب حركة الأحرار، وكان أديبًا شاعرًا صحفيًا، أصدر جريدة «الفضول» نسبة إلى حلف الفضول، وعُرف من بعد بلقب الفضول نسبة إلى صحيفته، ثم أغلقتها السلطات البريطانية، وبعد قيام الثورة انتقل إلى صنعاء وتقلَّد مناصب، منها وزارة الإعلام، ووزارة شؤون الوحدة، وآخر مناصبه: مستشار رئاسة الوزراء، وشارك في كتابة تعليقات سياسية بالإذاعة، وكتب الشعر الغنائي والوطني، إضافة إلى كتابات ساخرة، ومات في ١١ رمضان، ٥ يوليو (تموز).

ومما كتب فيه: الظمأ العاطفي في شعر الفضول وألحان أيوب: رحلة في شعر وحياة عبدالله بن عبدالوهاب نعمان وأيوب طارش/ محيي الدين علي سعيد. كما صدر له بعد وفاته: ديوانه: الفيروزة،

كما صدر له بعد وفاته: ديوانه: الفيروزة، وأشعار الفضول، وجمع مختارات له من الصحف ولم تطبع(۱).

# عبدالله عثمان الحمصي (۱۹۷۸ م بعد ۱۹۷۸ م) (تکملة معجم المؤلفين)

## عبدالله عثمان العلايلي (۱۳۳۳ - ۱۲۱۷ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۱م) فقیه لغوي وناشط سیاسي.



من بيروت. حين بلغ العاشرة ارتحل إلى مصر فدرس في الأزهر، ثم في كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول. عاد ودرَّس في الجامعة اللبنانية، وحمل لواء الدفاع عن اللغة. شغل منصب الإفتاء عام ١٣٧٢هـ (مفتي جبل لبنان)، وأسهم في العمل السياسي من خلال مشاركته في بعض الأحزاب والحركات، وتجلت مساهمته السياسية في عصبة العمل القومي، وحزب النداء، وحزب النجادة، وعصبة تكريم الشهداء، وحركة التحرر الوطني، وحركة أنصار السلم، والحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة كمال جنبلاط! فقد شارك في تأسيس الحزب الأخير ثم غادر صفوفه، وتضامن مع أفكار حركة «أنصار السلم» فأطلق عليه لقب «الشيخ الأحمر». ومن تحرَّكاته السياسية وتأثيره، أنه خاض صراعًا من خلال «كتلة التحرر الوطني» ضدَّ الرئيس بشارة الخوري، مطالبًا بالديمقراطية ومحاربة الفساد وإطلاق الحريات العامة، وكتب مقالات مدوية في جريدة «كل شيء» داعيًا إلى إسقاط الحكومة. وبعد إسقاطها شرع في خوض غمار معركة جديدة مع

حكم كميل شمعون، وقاد معارضة شعبية مع كمال جنبلاط، ووقف موقفًا معاديًا لانقلاب يوليو بقيادة جمال عبدالناصر، لأن «الانقلاب العسكري» حرَّف الثورة الشعبية.. وقدم في كتابه «أين الخطأ» محموعة من الأخطاء بقصد تصحيحها! من تلك القضايا إباحة التعامل المصرفي، وأنه لا رجم في الإسلام، ولا قطع ولا جلد إلا بعد معاودة الجريمة وتكرارها، وأن الزواج المختلط بين المسلمين والكتابيين رجالهم ونسائهم حلال شرعًا! وقد أنكر العلماء عليه ذلك وردُّوا عليه. ودعا فيه إلى دين جديد سماه «الدين الطبعي» أو «الدين الطبيعي» ويقوم على اختزال الأديان السماوية بوصاياها الأخلاقية فقط. ويذكر أنه تراجع عنه في الطبعة الثانية منه... وكُتب على لوحة قبره «... الشافعي النقشبندي مريد القطب... محمد أمين البغدادي». مات في بيروت يوم الأربعاء ٢٤ رجب، ٤ كانون الأول (ديسمبر). ومماكتب فيه:

الشيخ عبدالله العلايلي مفكرًا ولغويًا وفقيهًا/ مجموعة من الكتاب اللبنانيين. الشيخ عبدالله العلايلي ومعجماته اللغوية/ حكمت كشلى فواز.

تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي/ أسعد أحمد على.

الجهود اللغوية عند عبدالله العلايلي/ محمد مسلم رحال (رسالة ماجستير - الجامعة المستنصرية، ١٤١٧هـ)

الشيبخ عبدالله العلايلي والتجديد في الفكر المعاصر/ فايز ترحيني.

وله مؤلفات عديدة بدأها منذ عام ١٣٥٧ه، وأثارت بعضها ردود فعل، منها: الإمام الحسين: سمو المعنى في سمو الذات، أيام الحسين: عرض وقصص، أين الخطأ: تصحيح مفاهيم ونظرة تجديد، تاريخ الحسين: نقد وتحليل، دستور العرب

الهمس المذعور.

أخرى(٣).

عالم فرضى، قاض.

غيرها: الأدب والثورة، السجود للشمس:

مجموعة قصص/ آرسكين كالدويل وآخرون

(ترجمة)، حرية تامة: مجموعة قصص

دانماركية (ترجمة)، قراءات نقدية ومقالات

عبدالله العلايلي = عبدالله عثمان العلايلي

عبدالله بن علي بامخرمة (١٣٥٣ – ١٤٢٤ه = ١٩٣٤ – ٢٠٠٣م)

من أعلام غيل باوزير في حضرموت. ثابر

في تحصيل العلم منذ صباه، نال شهادة

التحرج في القضاء بتفوق، قاض شرعى

في الديس الشرقية وصبيخ وغيل باوزير،

وكان له باع في علم الفرائض، نفض برباط

بن سلم فكان صرحًا للعلم يتهافت إليه

الطلبة، وقد درَّس فيه وفي مسجد ذهبان

بالغيل، وبرز داعية ومصلحًا ومساهمًا

في المشاريع الخيرية. توفي بالشارقة يوم ٩

شوال، ۳ نوفمبر(۱).

القومي، مدخل إلى التفسير، المرجع (قاموس، ٣جه) [لعله «المعجم» الآتي]، المعجم الكبير، المعجم: موسوعة لغوية علمية فنية (لعله السابق نفسه)، المعري ذلك الجهول، مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد، من أجل لبنان: قصائد دامية الحرف بيضاء الأمل، مثلهن الأعلى: السيدة خديجة، من أيام النبوة: مشاهد وقصص، مقدمات لا محيد عن درسها لفهم التاريخ العربي (مستل من تاريخ الحسين)<sup>(۱)</sup>.

سلطان)، التعاون الدولي وتنظيمه/ جوزيف تشميرلين (ترجمة)، فكرة التنظيم الدولي: تطورها التاريخي وأصولها الحاضرة، النظام الدولي والسلام العالمي/ إينيس ل. كلود الابن (ترجمة وتعقيب)<sup>(٢)</sup>.

عبدالله أبو العطا = عبدالله حامد أبو العطا

عبدالله عقل = عبدالله على عقل

عبدالله العريان

ولد في دمنهور بمصر. حصل على الدكتوراه

من كتبه: أصول القانون الدولي (مع حامد

في القانون الدولي من جامعة كولومبيا، درَّس بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية، سفير في باريس ثم في سويسرا، مستشار قانوني لوفد مصر في مفاوضات الجلاء، ولمؤتمري باندونج وبريوني لتأسيس حركة عدم الانحياز، شارك في إعداد ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، رأس وفد مصر الدائم في المقرّ الأوروبي للأمم المتحدة، مندوب مصر في محكمة العدل الدولية، عضو مؤتمر السلام الدولي بجنيف، عضو في لجنة القانون الدولي.

(7371-1.31a=7791-11914) حقوقى دولي دبلوماسي.

(١) دليل الإعلام والأعلام ص٥١٧، موسوعة أعلام الفكر العربي ص٤٠٨، الفيصل ع ٢٤٣ ص١١٦، وع ٣٩ (رمضان ۱۶۰۰هـ) ص۵۱، اقرأ ع ۱۹۶ ص۳۸، سبعة أعلام من لبنان/ أحمد أبو سعد، ١٤١٨ه، قرى ومدن لبنان ٣/ ٢٥٣ (وفيه أن مواقفه حالت دون وصوله إلى منصب الإفتاء)، ملحق موسوعة السياسة ص٥٢٦، أعلام وأقرَام ٢/ ١٤٩، علماؤنا في بيروت ١/ ٢٠٩، موسوعة أعلام العرب المبدعين ٢/ ٨٦٢، موسوعة رجالات من بلاد العرب ص٤٧١، كتاب الراوي ص٣٣. (ووردت ولادته في

مصدر أو أكثر: ١٩١٠م.

عبدالله علاء الدين نيازي (0371-77312=7781-11.79) أديب.



ولادته في بغداد، أو في قلعة صالح التابعة لمحافظة ميسان. توقَّف عند الدراسة الابتدائية، وعوَّضها بالمطالعة الكثيفة. شغل عددًا من الوظائف، منها مدير الملحقيات الصحفية بوزارة الثقافة والإعلام. كتب القصة والرواية، ومقالات في الصحف والجلات المحلية والعربية، واهتم بالقضايا العربية، واختار المهجر موطنًا، في المغرب العربي أولاً، ثم استقرَّ بالدانمارك. وتابع اهتمامه الأدبي والثقافي هناك. توفي في شهر تموز.

قصصه ورواياته: نهاية حبّ، همس الأيام، شجن طائر، بقايا ضباب، أناهيد، أعياد،

(٣) موسوعة أعلام العراق ١٣٥/١، معجم المؤلفين العراقيين ٣٣٦/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٧٢/٥، ومما كتبه هيثم الحلى وظهر في صحيفة الجديدة (الإلكترونية) ۲۰۱۱/۷/۲۱

(٤) شعاع الأمل (حضرموت) ع ٣٢، (ذو القعدة ١٤٢٤هـ) ص٢١. (٢) موسوعة أعلام مصر ص٣١٧، مقدمة كتابيه: التعاون الدولي، النظام الدولي.

## عبدالله بن علي البركاتي $(7771 - 1316 = \overline{7}391 - \overline{7}9916?)$ باحث لغوي شاعر.

ولد في قرية أبي عروة بوادي فاطمة في السعودية. حصل على الدكتوراه في النحو والصرف من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى في مكة المكرمة، وتدرَّج في وظائف التدريس بها حتى صار أستاذًا.

له شعر ودراسات وتحقيقات عديدة في بحال تخصصه، منها: تهذيب الخواص من درة الغواص لابن منظور (تحقيق)، همس الدموع (شعر)، النحو والصرف بين التميميين والحجازيين، شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي (تحقيق)، ديوان شعر عدي بن الرقاع العاملي (جمع

وتحقيق)، الإرشاد إلى علم الإعراب للكيشي (تحقيق مع محسن العميري)، ديوان العجير السلولي (جمع وتحقيق)، شرح درة الغواص للشهاب الخفاجي (تحقيق)، الفوائد المحصورة في

شرح المقصورة، أهازيج من القرية (شعر عامی)(۱).



(١) موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ١/ ٧٤، معجم الشعراء السعوديين ص١٤ مع إضافات. وصورته من موقع

## عبدالله بن على الجشِّي $(0371-P731a=\ddot{r}7P1-\ddot{\lambda}...7_{5})$ شاعر أديب.

اسمه الحقيقي «عبدالرسول».



ولادته في القطيف بالسعودية. بعد أن تعلم مبادئ القراءة والكتابة توجه إلى النجف ودرس على علماء الشيعة العلوم الشرعية والعربية، ثم اتحه إلى الدراسات الأدبية

لەندىنىغ درب من ئى يەتىد حن كل كنز في السطورمنعند واعودا ستعيني عروق العسجد قدمت المشاميغ ماكسبت يدي مطرسة الأمحادا فصابالعند عداظرالحثي

عبدالله الجشي (خطه)

عدّ ورن عا ما كنت ا طغيُّ نا ظرن

انساب مابين الصحائف باحثا

استخلص (الدانات) من اصلافط

حتى اذا اثرت عاكسدت بدي

في كل كسب الحماة منريسه

T1990/7/E

والشعرية، فتعمَّق فيها وقرض الشعر خاصة وأفرط فيه. تولى إدارة مكتبة جمعية الرابطة الأدبية في النجف، ومكتبة كاشف الغطاء الخاصة، كما تولى تحرير مجلة الغرِّي النجفية، وجريدة أخبار الظهران السعودية، وكان عضوًا في جمعية الرابطة الأدبية، ونشرت له الصحف العربية قصائد عديدة، ومقالات أدبية وتاريخية، شارك في مناسبات أدبية، وعاد إلى بلده.

وفي شعره: الاتجاه الوجداني في شعر عبدالله الجشي/ محمد بن عبدالعزيز الفيصل (رسالة ماجستير - جامعة الإمام، ٤٣٢هـ).

وله من الدواوين: الحبُّ للأرض والإنسان، قطرات ضوء، شراع على السراب.

وله أيضًا: ذكرى مؤرخ شاعر: محمد سعيد المسلم (من لجنة الإعداد).

ومما لم يطبع له: الدولة القرمطية في البحرين، تاريخ النفط القديم، ديوان غزل، ديوان انطباعات عابر(٢).

عبدالله على الحريبي (VOT1 - 3731a = ATP1 - T. . 74) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن علي الحميِّد (١٣٢٦ – ١٣٩٩هـ = ١٩٠٨ – ١٩٧٩م؟) أديب كاتب.



ولد في إحدى قرى مالك بعسير في السعودية. تعلم على أيدي شيوخ وعلماء، وعمل وكيلًا لإمارة بيشة، ثم رئيسًا لديوان إمارة أبها، فرئيسًا لبلديتها. رأس نادي أبها الثقافي الأدبي، وشارك في الكتابة الصحفية على مدى ربع قرن، ونال الميدالية التقديرية في مؤتمر أدباء السعودية. نظم الشعر، وكتب في تاريخ عسير، ومات في شهر



عبدالله بن على الحميد رأس نادي أبها الأدبى

(٢) معجم رجال الفكر والأدب ١/ ٣٥٢، معجم المؤلفين والكتاب في السعودية ص٢٨، معجم البابطين ٣١. ٣١٠، معجم الصحفيين في السعودية ١/ ٢٣٣، الاثنينية ٢٩/٢٣.

صدر فيه كتاب: أديب من عسير: عبدالله بن علي بن حميد: نماذج من شعره ونثره/ جمعه محمد عبدالله الحميد.

وآخر عنوانه: علم من عسير: عبدالله بن علي بن حميد: دراسة تاريخية شاملة/ إعداد صالح بن عون الغامدي، مراجعة وتعليق عبدالله بن محمد بن عبدالله بن حميد. له مقالات عن القبائل في مجلة «المنهل»، وحقق كتاب: الدر الثمين في ذكر المناقب والوقائع لأمير المسلمين محمد بن عائض للحسن بن أحمد عاكش، وعلق على كتاب «إمتاع السامر»(۱).

عبدالله بن علي الخليلي (۱۳۶۱ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۰م) شاعر.



ولد في سمائل بسلطنة عُمان. تلقى مبادئ علوم القرآن والدين واللغة وما يتصل بحا على شيوخ عصره، نحل من منابع الأمهات في علوم الدين والتاريخ، انكبَّ على قراءة الشعر وهو لم يتجاوز العشرين. تقلد العديد من المناصب في الدولة، آخرها مستشار بوزارة العدل والأوقاف. فاز بالمرتبة الأولى في عمان عام في المسابقة الشعرية الأولى في عمان عام يوليو.

(١) معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٤٥٠ مع
 إضافات. وصورته من معجم البابطين.

المقاعة الأولى- (النزولية تأبياله لمنافظاري بطالا، كان في محمد سيله آلد لتأمريه حافيل في عرف النهاد، أصلح الطرق وليجن تازكوبتي أنيقة المظهر، متينة الحنب سبق كاته إلىس تغوت ذهر القائد الشدور، ويخد عبدالله على الخليلي (خطه)

صدر فيه كتاب: أمير البيان الشيخ عبدالله الخليلي في ذكراه/ سعيد بن سالم النعماني. من دواوينه الشعرية: على ركاب الجمهور: من الشعر الحديث، وحي النهى: موسوعة شعرية (شعر وتحقيق وتعليق)، من نافذة الحياة، وحي العبقرية، على ركاب الجمهور، بين الحقيقة والخيال (مجموعة قصصية شعرية).

وله أيضًا: بين الفقه والأدب (أسئلة وأحوبة في الفقه نظمها شعرًا)، فارس الضاد (ديوان شعر)، وحدة شعب (تربو على ألف بيت)، أرج البردة (تخميس لقصيدة البوصيري)، الخيال الزاخر (مجموعة قصائد)، الخيال الوافر (قصائد)، سجلات الأدب (مقامات وقصص)(٢).

عبدالله علي راجع (۱۳۲۸ – ۱۲۱۱ه = ۱۹۶۸ – ۱۹۹۰م) شاعر مدرِّس أديب.



(٢) معجم شعراء الإباضية ص ٢٥٦، معجم البابطين ٣/ ٢٦، موسوعة الأدباء والشعراء العرب ٢/ ٢٠٩، وما ذكره ابنه محمد في موقع الساحة العمانية (شعبان ١٤٣٢هـ)، ومما كتبه محمود الرواحي في مجلة صُراح الأدبية (نقلته من موقع لم يذكر تاريخه).

ولد في سلا بالمغرب، انتقلت أسرته إلى الدار البيضاء، حيث كان والده من رجال الأمن، وحصل على الإجازة في الأدب العربي من مدينة فاس، ودبلوم الدراسات العليا حول الشعر المغربي المعاصر. عمل أستاذًا بمدينة الفقيه بن صالح، وبكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمدينة نفسها، وكان عضوًا في اتحاد كتاب المغرب، وفي اتحاد الأدباء العرب، واتحاد الكتاب الأفروآسيويين، والنقابة الوطنية للتعليم، وانضم إلى هيئة تحرير محلة «الثقافة الجديدة»، وأصدر برفقة أبحد ناصر حسون مجلة «رصيف». ومات في ٦ محرم، ٢٨ يوليوز بالدار البيضاء. وله من الدواوين: الهجرة إلى المدن السفلي، سلامًا وليشربوا البحار، أيادٍ كانت تسرق القمر. وله في جزأين: القصيدة المغربية المعاصرة: بنية الشهادة والاستشهاد (٣).

#### عبدالله بن علي الرَّحوي (۱۳۳۳ – ۱۶۰۶ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۸۹م) عالم محدِّث.

ولد في قرية الرَّحا شرقيَّ كحلان باليمن. حافظ للقرآن بقراءاته السبع عن ظهر قلب. اشتغل بالتدريس ولاسيما في علم السنة، فانتفع به من قرأ عنده، وانتشر فيهم الميل الشديد للعمل بالكتاب والسنة. توفي في قريته يوم الأحد ٢٤ جمادى الأولى(٤).

عبدالله العلي الزامل (۱۳۳۳ – ۱۹۰۷ه = ۱۹۱۴ – ۱۹۸۷م) أديب شعبي مؤرِّخ.

 <sup>(</sup>٣) أعلام الأدب العربي المعاصر ١/ ٦٢٧، دليل الكتاب المغاربة ص١٨٧، معجم آداب اللغة العربية/ جمال الدين بن الشيخ ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) هجر العلم ومعاقله ٢/ ٨٨١.



من السعودية. أشرف على لجنة الأدب

الشعبي بجمعية الثقافة والفنون في الرياض،

وقدم برامج شعبية في الإذاعة والتلفزيون.

صدر فيه كتاب بعنوان: عبدالله العلى

الزامل: حياته وشعره/ حمود بن محمد النقاء

(أصله رسالة ماجستير من جامعة الإمام).

من أعماله: أشجان شاعر: شعر، أصدق

البنود في تاريخ عبدالعزيز آل سعود، ديوان فقيد التراث الشعبي.. عبدالله

العلى المنصور الزامل/ تحقيق وإعداد فايز

بن موسى الحربي، فيصل بن عبدالعزيز

قائد أمة ورائد جيل، مقارنة الشعر العربي

الفصيح والشعر النبطى المليح: أضواء على

الأدب الشعبي، الملحمة الشعبية في تأسيس

الملك عبدالعزيز آل سعود للمملكة العربية

السعودية، من الأدب الشعبي: تراجم وسير

عبدالله العلى الصانع

(٨٤٣١ - ١٩٤١ه = ٩٢٩١ - ١٩٤١م؟)

من القصيم بالسعودية. عمل في نقليات

السيارات بين المدن السعودية، صاحب

جريدة «القصيم المشهورة» التي صدرت

من بريدة - وكانت تطبع في الرياض - من

شهر جمادي الأولى ١٣٧٩هـ حتى العدد

(۱۱٤) من سنة ٤٠١هـ. وهو صاحب

«المطابع الأهلية» من المطابع الكبرى

(١) اليوم ع ٥١١٣ (١٩/١٠/١٩هـ) مع إضافات.

وبحث وتحليل(١).

بالرياض، وبما توفي(٢).



جريدة القصيم (صاحبها عبدالله العلي الصانع)



مدينة غزة يوم الجمعة ١ رجب، ٣٠ آب

(٢) أعلام القصيم ص٢٠٦، معجم الصحفيين في السعودية

عبدالله علي عقل (۱۳۸٦ – ۱۲۲۶ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۰۳م) قائد عسكري إسلامي.

من مواليد مخيم البريج بفلسطين، حصل على إجازة في الشريعة من الجامعة الإسلامية بغزة، ونشط في الدعوة والجهاد، فاعتقل، وقضى عامين في سجون الاحتلال، وخرج ليلتحق بكلية العلوم والتكنولوجيا ويحصل منها على إجازة في الصيدلة، عمل في عيادة البريج، ونظرًا لظروفه الأمنية وعمله العسكري لم يتمكن من العمل في مؤسسة رسمية، وكان متفوقًا في دراسته، تاليًا للقرآن، يقوم الليل ويتعبَّد بالنوافل، يتطلع إلى دولة إسلامية قائمة على العدل، تواقًا إلى الشهادة في سبيل الله، غيورًا على دينه، تلتهب مشاعره من الأحداث والظلم الواقع على أهله ووطنه ودينه، وصار أحد قياديي كتائب القسام الجناح العسكري للحركة الإسلامية (حماس). أطلقت يهود أربعة صواريخ على سيارة كانت تقله جنوب

١/ ٢٤٤. وهو غير سميه الأديب الكويتي، المتوفى سنة

وجلس للتدريس، ثم توجه إلى «حيدى»، وتولى القضاء والخطابة بالجامع الكبير، مع اشتغاله بالتدريس، وأجازه محمد بن على الإدريسي بثبته المسمى: العقود اللؤلؤية في الأسانيد الحديثية. توفي يوم الجمعة ١١ من تآليفه: رسالة تتضمن الرد على

(أغسطس) فاستشهد مع زميل له (۱۳).

عبدالله بن علي العمودي (١٢٩٥ – ١٣٩٨هـ = ١٨٧٨ – ١٩٩٨م)

ولد في مدينة أبي عريش بالسعودية، وقرأ بها

القرآن والمبادئ، ثم توجه إلى اليمن، ودرس في الحديدة على مشايخها الأعلام، وأجازه

الشيخ محمد بن عبدالرحمن الأهدل وغيره.

عاد إلى بلدة أبي عريش عام ١٣٢٠هـ

قاض، مدرِّس العلوم الشرعية.

شخص قدح في المعراج، الأدارسة في تمامة (۱۳٤۱ – ۱۳۶۷هـ): رسالتان تاریخیتان في إمارتي السيدين على بن محمد الإدريسي والحسن بن على الإدريسي/ تحقيق عبدالله بن محمد أبو داهش، تحفة القارئ والسامع في اختصار تاريخ اللامع: فصول من تاريخ الجزيرة العربية وأدبها من قبل الإسلام إلى سنة ١٣٤١هـ/ تحقيق وتقليم عبدالله بن محمد أبو داهش. وله مؤلفات مخطوطة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(1).



(٣) فلسطين التاريخ المصور/ طارق السويدان ص٤٠٣، منتدیات فرح نجد ۲۰۰۹/۸/۹م.

(٤) موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ٢/ ٣٦٤، معجم المعاجم والمشيخات ٢/ ٥٧٠.

عبدالله بن علي الغضية (۰۰۰ – ۱٤٣٣ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن علي القصيمي (١٣٢١ – ١٤١٦ه = ١٩٠٣ – ١٩٩٦م) كاتب ومفكر ملحد.

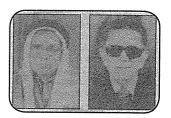

عبدالله القصيمي في صورتين

ولد في قرية خبِّ الحلوة التابعة لمدينة بريدة في السعودية، فهو نجدي، وإن أنكر البعض ذلك ونسبه إلى صعيد مصر. في العاشرة من عمره غادر قريته إلى الرياض، فدرس على الشيخ سعد بن عتيق، ومنها إلى الأحساء، وهناك لازم الشيخ عبدالعزيز بن بشر وقد تفرس شرًا بتلميذه لكثرة جداله. سافر إلى خليج عمان ليلتقي بوالده وقد حُرم حنانه من قبل، فوصفه بالفظاظة والغلاظة واللقاء الجاف. توفي والده عام ١٣٤١هـ فتحرر من قيود كان يفرضها عليه، ومضى مع تاجر إلى العراق والهند وسورية، فدرس في الزبير، ومكث في إحدى المدارس الهندية عامين، وفي عام ١٣٤٦ه مضى والتحق بجامعة الأزهر. ولكنه لم يعجبه جو الدراسة والمناهج، فردَّ على العالم الأزهري يوسف الدجوي لتأليفه كتاب «التوسل وجهالة الوهابيين» فأصدر أول كتبه «البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية»، وفُصل من الدراسة لأجل هذا، وذلك عام ١٣٥٠هـ، فشنَّ هجومه على علماء الأزهر، وصنف كتابه «شيوخ الأزهر والزيادة في الإسلام» و «الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم»، ووقف الشيخ محمد

رشيد رضا إلى جانب كتابه الأول. كما ردًّ على محسن الأمين العاملي «الشيعي» في كتابه «كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبدالوهاب» فرد في جزأين كبيرين عليه وسماه «الصراع بين الإسلام والوثنية» وأثنى عليه علماء نجد لهذا، حتى قال بعضهم: إن القصيمي دفع مهر الجنة ولن يضيره ما يعمل بعد ذلك، ولا نجد رأسًا يطاول رأسه إلا رأس ابن تيمية! ومن شعره عندما كان مسلمًا:

إذا أرضيتُ ربي لا أبالي

إذا أسخطتُ كلَّ العالمينا! لكنه انقلب فجأة إلى النقيض، فأعلن كفره وإلحاده، ونشر كتابه «هذي هي الأغلال» عام ١٣٦٦ه الذي كان بداية كتبه الإلحادية، حيث بدأه بالتشكيك وجعل الدين سببًا لتخلف المسلمين! وتتالت كتبه التي ضمَّنها أفكاره الإلحادية وسخريته ومرارته من الله سبحانه و الكائنات. وذهب مفكر معاصر إلى أن سبب انحرافه هو غروره بعلمه وعقله! وقال فيه كاتب علماني - ولعله على اعتقاده -: «وأخذ عليه خصومه في مطلع حياته الفكرية شعوره بالتعالى والمبالغة الممجوحة في تقدير نفسه». وسأله أحد أبنائه عن سبب انقلابه فرد عليه باقتضاب: «الإنسان يتطور، الإنسان ليس جمادًا، الإنسان يصير من حال إلى حال، وهذا ما آلت إليه تطورات أفكاري». وسأله ابن آخر له عن ذلك فقال: «قلق الأسئلة هو الذي قاديي إلى هذا الذي تراه تحولًا وتناقضًا»، علق ابنه قائلًا: «لكن من وجهة نظري أعتقد أن رغبته الجامحة والطموحة في أن يكون مميزًا ومختلفًا وساطعًا هي التي قادته إلى هذا التحول».

قلت: والمتتبع لمؤلفاته يرى غموضًا في فلسفته وتكريرًا مملًا لكلماته وعباراته المضخمة والمبالغ فيها، ويمكن تلخيص

مئات الصفحات التي يكتبها في مقال! وهو لا يفتأ أن يكون بين نقيضين: بغض الله وإنكار وجوده! وكيف يبغض شيئًا لا يؤمن بوجوده؟! اما إنكاره لله سبحانه وتعالى فلا حاجة للاستشهاد به من كتبه، لأنها وضعت أصلًا لذلك. وقد ألف كتابه «دفاع عن إيماني» وسأل الأستاذ عبدالله بن إدريس (رئيس النادي الأدبي بالرياض) إبداء رأيه فيه، وبعد نقاش بينهما قال: «إيماني أني لا أؤمن بالله»، وكتب في ذلك مقالًا بعنوان «القصيمي قالها صراحة»(١). أما بغضه لله سبحانه وتعالى فلا أعلم فرقة دينية ولا مذهبًا فكريًا في القديم والحديث يقول بمثل قوله، المتشبع بالكراهية والبغضاء والاستهزاء برب العالمين، سبحانه جلَّت عظمته! وقد يبدو هنا مذهبان: المادية الديالكتيكية، فهي تنكر الذات الإلهية أصلًا، فلا تورد مثل أقواله، والآخر هو فرقة اليزيدية، التي تعبد الشيطان، وهؤلاء، وقد جالستهم وجادلتهم، لا يزيدون على حبّ الشيطان الرجيم، وإذا كانوا يبغضونه - سبحانه - ولا بد - فإنمم لا يعلنونه، وأقسى ماسمعته من أحد عجائزهم قوله: لو كان الله يقدر عليه لأماته! وقد أماته الله وسيميت الشيطان، كما أمات صاحب الترجمة! وإنما أبقاه الله فتنة للناس، لينظر من يثبت على الحق، ومن يحيد عن الطريق، من يطيع الله ومن يطيع الشيطان، من يحب الخير ومن يميل إلى الشر. وأشير إلى أن أصل فكرة عبدة الشيطان ودفاعهم عنه هو لمؤسسها أنطون لافي (اليهودي). وإن عناوين كتب المترجم له تطفح بمثل هذا الحقد والضغينة، مثل «الإنسان يعصى لهذا يصنع الحضارات»!! «الكون يحاكم الإله الله وما بين السطور أكبر! بل إنه يمجِّد الشيطان، لا لشيء سوى لأنه عصى الله وقال له «لا»! ولكن كيف يمجد شيئًا لا (١) في جريدة الجزيرة تاريخ ٢٢/٢/١٧ هـ.

يراه، وكيف آمن بالشيطان؟! ولعل سبب كراهيته لله هو أمره سبحانه لعباده بالطاعة وعمل المعروف وتجنب الشر، فهو خالقهم وأدرى بمم، وهذا ما يعتبره القصيمي قيدًا للعقل، فلا أحد يأمره أو ينهاه! ويقول في ص٨٦ من كتابه «لئلا يعود هارون الرشيد»: «أنا مدفوع بلا تدبير، لا من عقلى ولا من نفسى، إلى أن أتصادم بكل الأشياء تصادمًا عقليًا وعاطفيًا، وهذا كل ما أفعله »!! فهذه هي فلسفته في الحياة! وفي كتابه «ياكلّ العالم لماذا أتيت» يخلص إلى أن الإنسان كائن ذاتي، تحدِّد نشاطاته أنانيته وذاتيته! وكان داعية صهيونيًا صريحًا، يرى في «إسرائيل» نملة وديعة ومشعلًا حضاريًا جاء ليربي هذه الأمة الهمجية -يعنى العرب -، ولهذا طرده جمال عبدالناصر من مصر، وليس كما زعم بسبب شكوي الإمام أحمد من إفساده للطلبة اليمنيين هناك، فاعتُقل وزجَّ به في السجن، ثم نُفي إلى لبنان. وكانت مضايقة جمال عبدالناصر له من منطلق قومي وليس ديني، فاحتضنه كمال جنبلاط في لبنان... وهناك تعرف إلى سهيل إدريس صاحب مجلة "الآداب" التي أشرعت أبوابها ليكتب فيها، كما تعرف إلى العديد من الشخصيات الأدبية والفكرية والقيادات السياسية في بيروت، وتشكلت له هناك صداقات كثيرة مع مثقفين لبنانيين وآخرين يعيشون في لبنان، منهم أنسى الحاج، ومنح الصلح، ورياض الريس، وطلال سلمان، ومحمد بعلبكي، وجورج جرداق، وزهير مارديني، وكمال جنبلاط، وغيرهم. وهناك بلغته المخابرات أنه معرَّض للاغتيال، وصمَّمت على مغادرته. وقد ظلَّ على جنسيته السعودية، وظلت الحكومة تصرف له راتبًا شهريًا بصفته سعوديًا مدة حياته. ونشرت جريدة «عكاظ» دراسة عنه في عدة حلقات، رأيت منها الثالثة، كتب أعلاها:

«القصيمي في أواخر مرحلته الأولى: إعلان القطيعة بدهذي هي الأغلال». حين ألحَّ عليه المرض كان الواقفون على باب حجرته في مستشفى فلسطين [في حلوان بمصر] يسمعون آيات تقرأ من القرآن، وحين يدخلون عليه يجدونه يتمتم ببقية الآيات». والله أعلم بصحة هذا الخبر؟ مات بالقاهرة الأمان، ٩ كانون الثاني (يناير).

المراد المستقبلة الاستقبار الكان والما المراد المر

عبدالله القصيمي (خطه)

رى صاحب الحلالة الملاح المعظم منصل بن عبدالعزيز آل مسعور حفظ إله مع الايفلاص والحدث العمق.. مندالله لتحصي سمرسهم ۲۹۷۲

عبدالله القصيمي (أنموذج آخر من خطه)

ومماكتب فيه مدحًا وقدحًا:

بيان الهدى والضلال في الرد على صاحب الأغلال/ إبراهيم بن عبدالعزيز السويح، ٢مج.

تشخيص أخطاء صاحب الأغلال الرئيسية وبيان ما دلت عليه من الإلحاد والمذاهب الإباحية/ راشد بن صالح بن خنين. يليه تقريظ عبدالعزيز بن باز، وقصيدة صالح بن سحمان في الرد على «هذي هي الأغلال»، ويليها قصيدة صالح العراقي في الرد على الكتاب المذكور أيضًا.

تنزيه الدين ورجاله مما افتراه القصيمي في

أغلاله/ عبدالرحمن بن سعدي. دراسة عن القصيمي/ صلاح الدين المنجد. الرد القويم على ملحد القصيم/ عبدالله بن علي بن يابس (ت ١٣٨٩هـ).

الرسائل المتفجرة: مجموعة رسائل من عبدالله القصيمي لقدري قلعجي جهاد قلعجي.

الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال على ما فيه من زيغ وضلال بالعقل والنقل/ محمد عبدالرزاق حمزة؛ قدم له وعلق عليه محمد أحمد الغمراوي.

فكر عبدالله القصيمي/ أحمد السباعي؛ إشراف خليل الجر (رسالة دكتوراه -جامعة الروح القدس،١٣٩٩هـ).

ليلة في جاردن سيتي وسويعات بعدها أو قبلها: حوار مع عبدالله القصيمي/ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري.

ماذا يريد القصيمي: أرجوزة: أحمد محمد الشامي (رد على كتابه: العرب ظاهرة صوتية).

من أصولي إلى ملحد: قصة انشقاق عبدالله القصيمي ١٩٠٧ – ١٩٩٦م/ يورغن فازولا؛ ترجمة محمود كبيبو (ولعله ترجم بعنوان: القصيمي بين الأصولية والانشقاق) وأصله رسالة دكتوراه. وهو نفسه الذي صدر بعنوان: عبدالله القصيمي: التمرد على السلفية.

عبدالله على القصيمي: وجهة نظر أخرى/ سليمان بن صالح الخراشي.



ومن مؤلفاته التي وقفت على عناوينها: الإنسان يعصى لهذا يصنع الحضارات، أيها العار إن الجحد لك، أيها العقل من رآك، البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية، الثورة الوهابية، دفاع عن إيماني، شيوخ الأزهر والزيادة في الإسلام، الصراع بين الإسلام والوثنية، عاشق لعار التاريخ، العالم ليس عقلًا، العرب ظاهرة صوتية، الكون يحاكم الإله، كبرياء التاريخ في مأزق، كيف ذلَّ المسلمون، لئلا يعود هارون الرشيد (وهو مقالات له جمعت بعد موته، وبآخره حديث عنه لكتّاب أمثاله)، مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها، هذا الكون ما ضميره، هذي هي الأغلال. وكتب أخرى له أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالله بن علي المحمود (۱۳۲۷ - ۱۶۰۲ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۸۲م) عالم داعية، وجيه مستشار.



(۱) معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص١٢٧، الوطن معجم المطبوعات العربية السعودية ٢/ ٨، الوطن (السعودية) ١٢٢/٢/٢، ١٤ هـ، الرأي العام (الكويت) ع ١١٤١٢، الإتجاد الآخير ع ٤٤ (٢٠٠٢/١/٢٠م)، وع ص١٥، عكاظ ع ٢٠٢٢/١/٤(١٠/٢٤)١١١١هـ، وع المدت المدينة) الأربعاء (ملحق المدينة) موسوعة أعلام العرب المبلعين ٣/ ١٧٦٢، ملحق موسوعة السياسة و١٧٦٠، موسوعة أعلام الفري من كتاب: السجين ٣/ أهماعمنان ص١٤٠، وخطه والأغوذج الآخر من خطه من كتاب: مكتبة الملك فيصل والأغوذج الآخر من خطه من كتاب: مكتبة الملك فيصل

ولد في إمارة الشارقة لأب من كبار التجار المتمسكين بدينهم. تلقى العلم على الشيخ قاسم البكري من أهالي البكيرية في السعودية، واتصل بكبار العلماء في أقطار العالم الإسلامي، مثل السيد رشيد رضا، والشيخ عز الدين القسام، والشيخ أمحد الزهاوي، وكان صاحب رحلات متعددة لزيارة علماء الكويت وقطر والبحرين وعمان والهند وباكستان، فاتسعت دائرة معارفه، وأصبح ذا تصور عالمي للدين والدعوة. كان جريئًا في الحق، مدافعًا عن المظلومين، لا يهاب في الله لومة لائم، وقد عرف الناس عنه ذلك، سواء كانوا حكامًا أو محكومين، كما عرفوا علمه وفضله وإخلاصه في النصح والمشورة، وكان عالي الحمة، عفيف النفس، صادق الكلمة، يرفض أي عطاء ويقول: إن خير ما تكرمني به أن تسمع مني ولا تتأثر بقسوة قولي. وشغل عدة مناصب، فكان أول مدير للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، واختير عضوًا في الهيئة التأسيسية لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وعضوًا في المحلس الأعلى العالمي للمساجد، وعضوًا في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية، كما اختير رئيسًا عامًا لمركز الدعوة الإسلامية في إمارة الشارقة، ورئيسًا للجنة الخاصة للإشراف على مشروع المصحف المسجَّل مع الترجمة الإنكليزية لمعانيه، ومستشارًا لحاكم الشارقة في الشؤون الدينية وغيرها. وقد أسهم في شراء الكثير من الكنائس في الغرب، وحوَّلها إلى مساجد، وحذَّر المسلمين من برامج التنصير، ومن الحركات الماسونية وأفكار القاديانية الوثيقة الصلة بدوائر الأعداء المحتلين. ومن أقواله: العبادات ليست طقوسًا تؤدى، وإنما هي دروس يومية للتدرب على أصول التربية والأخلاق. ومات ليلة الاثنين ٢٧ جمادي الآخرة (وفي مصدر: ٢٤ جمادي الآخرة)

الموافق لـ ٢٠ أبريل.

وقد قام أبناؤه بعد وفاته بتأسيس (مكتبة الشيخ عبدالله بن علي المحمود)، وافتتحت في ١٣ صفر ١٤٠٤هـ، ولها موقع على الشبكة العالمية للمعلومات.



حكومة الشارقة \_ دائرة الشؤون الإسلامية معدده معدد المعدد المعدد

P.O.Box: 1978 - Sharjsh - UAE Tolk: 4971 6 572 77 22 Fax: 4971 6 573 6 573 www.sla.gov.ae

عبدالله بن علي المحمود كان أول مدير للشؤون الإسلامية بالشارقة

ومن مؤلفاته: حقوق الإنسان بين الإسلام والمذاهب المعاصرة، الأسرة السعيدة: دراسة موضوعية عن وضع الأسرة في الإسلام (٢٠).

عبدالله العلي المطوع (١٣٤٥ – ١٩٢٧هـ = ١٩٢٦ – ٢٠٠٦م) داعية مصلح، وجيه ثري.



ولد في الكويت، نشأ في أسرة ملتزمة، تعلم في مدرسة ملا عثمان، ثم في مدرستي المباركية والأحمدية. ساعد والده في أعمال تجارية ووفق فيها، تمتع بصلات قوية في الكويت وخارجها، خاصة المنتمين إلى الحركات الإسلامية، وفي مقدمتها حركة

(۲) المجتمع ع ۵۲۱ (۱۹/۲/۲۱۹هـ) ص۸، وع ۱۷۰۱ (۲) المجتمع ع ۵۲۱ (۱۰۰ هـ) من مكة ۳/ ۸۸، البعث الإسلامي ع ۱۰ (۱۰،۲هـ) ص ۱۰،۱، قامات من الإمارات ص۹۳.

الإخوان المسلمين، انخرط في النشاط الإسلامي وتنميته من خلال استضافة العلماء والمحاضرين، وأسهم في إصدار محلة الإرشاد الإسلامي. وكان داعية صادقًا، رائدًا في العمل الدعوي والخيري، قويًا في الحق، مع حماس الشباب وحكمة الشيوخ. وقد التقى بالإمام حسن البنا في حج عام ١٣٦٥ه. أسهم في تأسيس «جمعية الإرشاد الإسلامية» عام ١٣٧٠هـ وكان أول عمل إسلامي مؤسسي بالكويت، ثم أنشأ «جمعية الإصلاح الاجتماعي» في مطلع سنة ١٣٨٠هـ وهي امتداد للسابقة. وظل رئيسًا لجلسي إدارة الجمعية ومحلة «الجتمع» حتى وفاته، وتعتبر الجلة أقوى صوت إعلامي إسلامي. وكان منفقًا سخيًا في جميع وجوه البرّ والخير، يستقبل في مكتبه أصحاب الحاجات ويسعى جاهدًا إلى تلبيتها. أوقف سبع عمارات في منطقة «خيطان» للأرامل والمساكين والفقراء في مصر وغيرها من الدول العربية، وكانت أكبر ثروة لديه. كما تكفّل من خلال الجمعية التي أسَّسها وترأسها أكثر من (٥٠٠٠٠) يتيم، إضافة إلى إنشاء المدارس ودور الرعاية وآلاف المخابز، وصار رجلًا عالميًا مميزًا في أعمال الخير وكفالة طلاب العلم. وكان عضو مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، والجلس التأسيسي للمجلس الأعلى للمساجد بمكة المكرمة، وغيرها. ودأب على مطالبة تطبيق الشريعة الإسلامية، وحارب الفساد والشرور الدخيلة على الجتمع، فاهتمَّ بالتوجيه الإسلامي والحفاظ على هوية الكويت الإسلامية، مثل تطوير المناهج التربوية بما يوافق الدين، ومنع الاختلاط في الجامعة، ووقف التوجهات التي تسعى للزجّ بالمرأة في مؤسّسات لا يجوز عملها فيها شرعًا، ولا يتفق مع طبيعتها ولا مع الأخلاقيات والقيم. وأسهم

في إصدار صحيفة «المرابطون» ببريطانيا للدفاع عن الكويت أثناء الغزو العراقي لها، مع نشاطات أخرى مكثفة في ذلك. وكان دائمًا يميل إلى التوفيق وإصلاح ذات البين بين كل الأطراف، ويضع مصلحة الإسلام والوطن في المقدمة. وكان أسمى أمانيه أن يصلى في القدس والأقصى، وكان له مصيف في القدس، ويبكى عليها وهو يرجو أن يعود إليها. مات يوم الأحد ١٠

شعبان، ۳ أيلول (سبتمبر)<sup>(۱)</sup>.





عبدالله العلي المطوع أسس جمعية الإصلاح الاجتماعي.. ومجلة المجتمع

عبدالله بن علي النابلسي  $(\texttt{F3M1} - \texttt{F73}\vec{\texttt{I}}\alpha = \overline{\texttt{V}}\texttt{FF1} - \vec{\texttt{I}} \cdot \texttt{F4})$ (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن على آل نتيف (۲۲۲۱ - ۲۱۶ آه = ت، ۱۹ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله عمَّار (تكملة معجم المؤلفين)

(١) الجتمع ع ١٧١٨ (١٦ شعبان ١٤٢٧هـ) (ملف عنه) والأعداد التالية منه، وعدد خاص عنه من محلة (العالمية) بعد وفاته، بدون بيانات نشر.

#### عبدالله عمر بلخير (7771 - 7731a = 7181 - 7.,74) إعلامي وشاعر قومي.

سمّاه بعضهم «شاعر الأمة»، وسموه من قبل «شاعر الشباب».



ولد في شبوة شرقيً عدن. قدم مع والدته إلى مكة المكرمة وعمره اثنا عشر عامًا. أتم الثانوية في مدرسة الفلاح بمكة، ابتعث للدراسة في الجامعة الأمريكية ببيروت وبقى فيها خمسة أعوام، وهناك شكل علاقات مع كبار القوميين العرب، وفي مقدمتهم ساطع الحصري، وعدَّ نفسه واحدًا من رموز تلك المرحلة. بعد عودته شغل كثيرًا من المناصب والمهام الحكومية، فقد التحق بالشعبة السياسية في ديوان الملك عبدالعزيز قسم شؤون الإذاعة والصحافة طوال الحرب العالمية الثانية، وكان مترجمًا مرافقًا للملك في أكثر لقاءاته بزعماء وسفراء ووفود الدول خلال تلك الأعوام، وعيِّن رئيسًا لمكتب شؤون الجامعة العربية والمؤتمرات الدولية بالديوان، كما عيّن سكرتيرًا ورئيسًا بالنيابة لديوان الملك سعود ورافقه في جميع رحلاته الخارجية. كلف بإنشاء المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر عام ١٣٧٤هـ وأصبح مسؤولًا ومشرفًا عليها، وفي عهده صدرت أكثر الصحف السعودية ونهضت وسائل الإعلام في وثبات قوية. عيِّن بعد ذلك وزير دولة لشؤون الإذاعة والصحافة. وقد سبقه في منصب وزارة الإعلام جميل الحجيلان. وطرح فكرة تأسيس أول

جامعة سعودية (وهي جامعة الملك سعود بالرياض)، واهتمَّ بقضايا نقل المحتمع لحداثة العصر، واعتبر واحدًا من رواد الحركة الأدبية المعاصرة في السعودية. وكان شاعرًا موهوبًا، يمثل التيار القومي في الشعر ببلده. وكتب في إهدائه لكتابه وحي الصحراء: «... إلى كل من يقدِّس العرب ويسعى لخيرهم». ولا خير في دنيا بلا دين، ولا تقديس لقومية في الإسلام.

وقد كتب الشعر منذ فجر شبابه، ووضع عددًا من الأناشيد المدرسية. وعندما تفرغ للكتابة والسياحة منذ عام ١٣٨٢ه كتب ملاحم شعرية وعن رحلاته المتوالية، حتى مات في بيروت يوم (٤) شوال، الموافق ل(٨) ديسمبر (كانون الأول) وبما دُفن. ومماكتب فيه:

عبدالله بلخير شاعر الأصالة والملاحم العربية والإسلامية/ محمود رداوي. عبدالله بلخير يتذكر/ حوار وإعداد خالد محمد باطرفي (يليه دراسة نقدية بقلم محمود

وله: من وحى الصحراء : صفحة من الأدب العصري في الحجاز (جمعه بالاشتراك مع محمد سعيد عبدالمقصود)، ملحمة قرطبة، مجموعة الأناشيد العربية. وله ملاحم شعرية تنتظر الطبع، منها مجموعة بخطه عند عبدالله الجبوري(١).

(١) الاثنينية ١/ ٨٩، ٤/ ٥، معجم البابطين ٣/ ٣٦٢، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص١٩، موسوعة بيت الحكمة ١/ ٣٣٧، معجم الشعراء السعوديين ص٢٢، موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي ص٥٧٥، شعراء من المملكة العربية السعودية ص٤٧٦، الوطن ع ٨٠٢ (١٤٢٣/١٠/٦)، عكاظ ع ١٣٢٥٤ (بالتاريخ السابق)، الرياض ع (١٢٥٨٧) بالتاريخ نفسه، المدينة ع (١٤٤٨١) ١٤/٢/١٠/١٢هـ، أهلًا وسهلًا ع ١ (رمضان ١٤١٨هـ) ص٣٠، البلد الأمين (دورية ثقافية تصدر في السعودية) س ٤ ع ٦ (شوال - ذو الحجة ١٤١٨هـ) ص٥٧، الإعلام والاتصال ع ۱۲ (جمادي الآخرة ١٤٢٠هـ) ص٥٥، الأدب الإسلامي ع ٣٤ و٣٥ ص٢٠٠ وع ٣٩ منه عدد خاص به (عام ١٤٢٤هـ)، المنهل ع ٥٨٤ ص١٠٥، العالم (صفر ١٤٢٤ه) ص٧٣، الضاد (أيار ٢٠٠٣م) ص٥٠.

عبدالله عمر الحداد (٠٠٠ – ٨٧٤ هـ = ٠٠٠ – ٧٠٠ ٢٩) داعية قيادي مجاهد.



من مأرب باليمن. عرفته جبال أفغانستان بطلًا مجاهدًا، وكان رفيق الشيخ عبدالله عزام، ولازمه ملازمة الظلِّ لصاحبه، وظهرت بطولاته التي تناقلها الجحاهدون في معركة المأسدة، التي كانت من أشدِّ المعارك الضارية بين الجحاهدين والقوات الروسية، وقُدِّرت بالآلاف، وفيها كانت نهاية الكوماندوز الروسى على يديه. وفي حرب الانفصال كان هو نائبًا لقائد كتائب المتطوعين في محور مأرب وشبوة وحضرموت، وضرب أمثلة في البطولات هناك أيضًا، ثم تقلد العديد من الأعمال التنظيمية في التجمع اليمني، ورأس منه دائرة الإعلام والثقافة بمحافظة مأرب، ثم تقلد

> رئاسة عدد من الفروع التنظيمية، وكان يعول في كل عام أكثر من (۱۲۰) أسرة في شهر رمضان، بكل مصاريفها، وبجهده وماله الشخصي. وكان محبًا للشباب، يوجِّههم ويُرشدهم.. وله عشرات الأبيات من الشعر، وكلمات للأناشيد انتشرت في عدد

من البلدان العربية. توفي يوم الجمعة ١٤

جمادي الآخرة، ٢٩ حزيران(٢).

#### عبدالله بن عمر بن دهيش (7771 - 7.312 = 3.91 - 71919) عالم قاض.



ولد في الأحساء، ودرس على علمائها، وسافر إلى الهند لطلب العلم، كما سافر لقطر من أجل ذلك، وعاد إلى الأحساء ليتابع تعليمه، ثم إلى الرياض، قرأ على الشيخ حمد بن فارس، والشيخ سليمان بن سحمان، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن بشر. عيِّن قاضيًا بالأحساء، ثم نقل إلى مكة المكرمة ليعمل في هيئة التمييز معاونًا لرئيسها، ومنها إلى قضاء الرياض، وأعيد إلى مكة ليعمل في رئاسة المحكمة الكبرى. ودرَّس في المسجد الحرام مدة.

توفي صباح يوم الاثنين ١٠ جمادي الأولى.

#### ~ C

#### يَّسِل الِلَّه بِنْ عَسَّرِ بِنَّ دَهِيشُنُ عَدْ - اصابَرَهُ من الدياطي المالومام في ١٢٩٦/٦/١٥

حفزة الناض ابراهم عبالعن فالدهيش الدمام سنم السر السيعة عديكم ورعة اعرووك ته وبعد وكريم أن عبدالعس وان عدام الدهسس سكا المزمبر وسأبثاص اهابي نجد وطلبوامنكم المساعدة لعلهم يتحفلون المجنسين يعودية وترجوا منا مساعدته بكلجود الحاهذان الرحلان كمسبت ليهما سيرقة قطاجت رعم عبرلمسن أنه ان عسس من وخوال مطلق البيفية فهذا ايضا أمر تواعرف ولاا قرحا على هذه الدين عدد من وخوات المقيش ودول اكرس مكن سسنة وأسائه وابائم واحدا دهم واطهم من المحصلية بمستن ودهاى المربى ملى سنت بعضهم الدماة تهاستن بعضهم الدماة تهاستن بمنطقهم الدمين ودهاى المربع واحداد فها المستن بعضهم الدمين وتعد حرمه عالم بسر المعافات وبالمان ولاكن روحته بلربع تستوحت مظلق الزادوع بعزبع حيانا لزم بيا نه والمستخطأة والسع فالوكسية بها

خط وتوقيع عبدالله بن دهيش

(٢) مأرب برس (٢/٠٠٧/١م) مماكتبه أحمد عائض.

له أبحاث ودراسات وفتاوى عديدة حول بعض المسائل الفقهية نشرت في الصحف اليومية المحلية، وله عدد من المؤلفات، بعضها ما يزال مخطوطًا، وهي:

المناقلة بالأوقاف وما وقع في ذلك من النزاع أو الخلاف لابن قاضى الجبل (تحقيق)، سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث لابن عبدالهادي (تحقيق)، تحرير مسائل الخلاف على أبواب الكشاف، مع تخريج أحاديث الكشاف (مخطوط)، مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام لابن عبدالهادي (تصحيح وتعليق)، كتاب القضاء (يحتوي على أكثر من مائة مسألة في الشروط التي يجب توفرها في القاضى وشروط الحكم، مخطوط)، الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع [للحجاوي] (تحقيق)، التعليق الحاوي على إقناع الحجاوي (مخطوط)، الفقه القيم من كتب ابن القيم (مخطوط)، تفسير سورة الفاتحة، الطهارة والصلاة، المناسك(١).

#### عبدالله بن عمر آل الشيخ $(\lambda \gamma \gamma 1 - \lambda \cdot \dot{z} 1 \alpha = \rho 1 \rho 1 - V \lambda \rho 1 \alpha)$ (تكملة معجم المؤلفين)

## عبدالله العمراني (۱۳۳۸ – ۱۶۱۳ه؛ = ۱۹۱۹ – ۱۹۹۳م) كاتب ومحقق إسلامي.

ولد في تطوان، حاصل على الدكتوراه، أستاذ في كلية أصول الدين بكلية الآداب، عضو اتحاد الكتاب المغاربة، أرَّخ وحقَّق

(١) رجال من مكة المكرمة ٣/ ٨٨، المكتبات الخاصة في مكة المكرمة ص٣٤. الفهرست المفيد في تراجم أعلام الخليج ١/ ١١١، من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ١/ ١١٠. وولادته في المصدر الأخير (١٣٢٠هـ)، الأحساء: أدبحا وأدباؤها المعاصرون ص١٧٥، تاريخ القضاء والقضاة ٤/ ١٥٦، علماء نحد ٤/ ٣٤٤، شخصيات رائدة من الأحساء ٢/ ١٢٧، علماء في الذاكرة ص١١٩. وله ترجمة موسعة في كتاب «نسب آل دهيش» الذي جمعه وأعده ابنه عبدالملك، ١٤٠٦هـ، ص٢١ – ٤٠.

وترجم وقصّ.

من تآليفه: مولاي إسماعيل بن الشريف: حياته - سياسته - مآثره، تاريخ العالم المعاصر.

وله ترجمة وتحقيقًا: افنهو: قصة / تأليف سيكو سيرو ولترو (ترجمة)، ثبت أبي جعفر أحمد بن على البلوي الوادي آشي (تحقيق)، العرس الدموي/ فديريكو غرسيا لوركا (ترجمة)، ياقوتة الملايين في صرف الجامعة للبلايين/ نظم محمد بن محمد العمراني (تحقيق وشرح)(٢).

#### عبدالله عوض بُكَير (\$171 - 9971 = 5911 - 97919) قاض وفقيه محقق.

ولد في غيل باوزير بحضرموت، درس على مشايخ العلم، منهم عمر بن سالم باوزير، وعمر بادباه، وأجيز من الشيخ علي بن محمد الحبشي، أمَّ في مسجد النور ودرَّس الأهالي، تقلُّب في وظائف القضاء حتى صار رئيس القضاة الشرعيين أيام الدولة القعيطية، وكان غيورًا على الشريعة، حريصًا على تثبيت أركانها، شديدًا على القضاة المتساهلين بالأحكام ولو كانوا من علية القوم، لا يهاب أحدًا في سبيل كلمة الحق. وكان عضوًا في مجلس السلطان، وفي مجلس الدولة، رئيس لجنة الشؤون الدينية. مات يوم ١٨ جمادي الآخرة، ١٤ مايو.

وله كتب، مما طبع منها: نسيم الحياة شرح سفينة النجاة، كشف (أو رفع) الخمار عن مثالب المزار، المسائل المختارة للعمل بها في محاكم الدولة القعيطية (طبع مع كتاب: نماذج من فقه القضاء وفقه الفتوى بحضرموت لعبدالرحمن بكير)، الجواهر المبثوثة في تعلق الدَّين بالحقوق والمنافع الموروثة، رسالة في بيع العهدة، القانون

(٢) دليل الكتاب المغاربة ص٣٠٤.

الشرعي في بيع العهدة الذي قرره وسنه في المحاكم الشرعية بعواصم الحكومة القعيطية السلطان المعظم صالح بن غالب القعيطي، رفع التشكيك عن قضية دعكيك.

وله من المخطوط: تطهير الفؤاد من سيء الاعتقاد، السيف القاطع في صون المساجد عن الدفّ على رغم أنف المنازع، إشارات إلى قواعد الإسلام الخمس، الحياة الإنسانية في القرآن، حلّ القيد عما استعصت معرفته على باجنيد، رسالة تتعلق برؤية الهلال، مجموعة من الفتاوي<sup>(٣)</sup>.



عبدالله عيسي محمود (+371- A+31a = 7791 - AAP1a) وزیر دبلوماسی.



ولد في (أفجوي) جنوب مقديشيو. نشأ يتيماً، وتخرج من الثانوية، ثم ابتعث إلى إيطاليا فدرس العلوم السياسية، وعاد ليتوظف في الإدارة الإيطالية، وانضمَّ إلى

(٣) ترجمته من من كتابه «نسيم الحياة» ص١١، موسوعة الألقاب اليمنية ١/ ٣٣٩، نفحات وعبير من تاريخ غيل باوزير/ سامي شيخان، ص١١٢، جهود فقهاء حضرموت ١٣٠٩/٢. وفي المصدر الأول أنه ولد في مدينة المكلا، وفي المصدر الأخير أنه توفي في ١٤ جمادي الآخرة.

الحركة التحريرية ضد المحتلّ في حزب وحدة الشباب الصومالي، وعينّ رئيسًا لنادي الشباب، كما تعيّ من قبل الحزب مندوبًا الشباب، كما تعيّ من قبل الحزب مندوبًا الخاصة لإنحاء وصاية الأمم المتحدة على الصومال. و كان له دور وطني في الدفاع عن حق بلاده. أصبح في عهد الوصاية أول رئيس وزراء للصومال (٥٧ – ١٩٦٠م) ثم تدرج في عدد من المناصب الوزارية في أول حكومة صومالية بعد الاستقلال، فكان وزيرًا للخارجية، فوزيرًا للصحة، فوزيرًا للحارة، وعين بعد استيلاء سياد بري على السلطة سفيرًا للصومال في السويد، وبقي هناك إلى وفاته، في ٦ شعبان، ٢٤ آذار (مارس)(١٠).

عبدالله عیشان (۱۳۵۶ – ۱۶۳۰ ه = ۱۹۳۰ – ۲۰۰۹م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالله بن غاطي العنبر (۱۰۰۰ – ۱۶۲۱ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله الغريب أحمد (۱۳۲۰ – ۱۲۱۱ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۹۱م) حقوقي وإداري أديب.



 (۱) الصومال: حضارته الإسلامية ومأساته الإنسانية وكالة الأنباء الإسلامية – جدة، ص٦٨، وشبكة الشاهد ١٢ نوفمبر ٢٠١١م، وفيها أنه اعتقل بعد انقلاب سياد بري، وبعد الإفراج عنه غادر الصومال، وأنه توفي بروما.

ولادته بقرية الشقر في محافظة الشرقية بمصر، حصل على إجازة في الحقوق من جامعة عين شمس، مع دراسات في التنظيم والإدارة. عمل باحثًا قانونيًا ومديرًا لإدارة الحهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم مديرًا عامًا لشؤون الموظفين برئاسة الجمهورية، فوكيلًا للوزارة، وبعد التقاعد عمل مستشارًا قانونيًا بديوان إمارة رأس الخيمة.

قدمت له إذاعة رأس الخيمة عددًا من الأعمال الشعرية تحت عنوان: نجوم الليل، إضافة إلى حلقات وتمثيليات فكاهية، وفاز بجائزة أحسن قصيدة عن المولد النبوي الشريف في الإمارة المذكورة.

وله من المخطوط: الإدارة فنّ ومهارة، ديوان شعر<sup>(٢)</sup>.

**عبدالله غوشة** (۱۳۲٦ – ۱۳۹۷هـ = ۱۹۰۸ – ۱۹۷۷م) قاض وزير وعالم كبير.



ولد في مدينة القدس، حصل على الشهادة العالمية من الأزهر، إضافة إلى التخصص في الشريعة الإسلامية، وشهادة من معهد حقوق القدس، عين رئيسًا لكتَّاب محكمة الخليل، فقاضيًا شرعيًا في يافا وغيرها، وعند وقوع النكسة كلَّف بالسفر إلى باكستان وأفغانستان لشرح القضية الفلسطينية، وأفغانستان لشرح القضية الفلسطينية، عاد ليعين قاضيًا للقضاة، فوزيرًا للعدل، فريسًا للهيئة العلمية الإسلامية بمرتبة وزير، ورئيسًا لجلس الأوقاف الأعلى، فوزيرًا للخان الملوقاف، إضافة إلى عضويته في لجان

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

ومحالس ومشاركة في مؤتمرات، وكان خطيبًا لامعًا، عُرف بحديثه الديني الأسبوعي الذي كان يلقيه قبل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، كما ألقى محاضرات في مراكز إسلامية وزار دولًا عديدة.

وله كتب، منها: الاجتهاد والتقليد (أطروحته في التخصص)، فلسفة الحريات في الإسلام، حديث الجامعة (عدة أجزاء)، الدولة الإسلامية دولة إنسانية، في رحاب الأقصى، القصاص<sup>(٦)</sup>.

عبدالله غيث = عبدالله سيف الدين غيث

عبدالله فاضل فارع (۱۳۰۶ – ۱۶۲۹ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۰۸م) -تربوي، مترجم، حزبي.



من مواليد الشيخ عثمان التابعة لمحافظة عدن. درس في الجامعة الأمريكية ببيروت متخصصًا في التربية وعلم النفس، درَّس في الكويت، عاد ليتعيَّن أول عميد لكلية التربية العليا، التي كانت نواة لجامعة عدن، ثم كان وكيلًا أول في وزارة التربية، فمستشارًا في منظمة التربية والثقافة والعلوم في مصر وتونس، عاد ليدرِّس الترجمة في جامعة عدن، ثم عمل في وزارة الخارجية. وكان من المؤسّسين الأوائل لاتحاد الأدباء والكتاب باليمن، ومن مؤسسي حزب البعث. واليمن، ومن مؤسسي حزب البعث.

 (٣) من أعلام الفكر والأدب في فلسطين ص٤٨٤، موسوعة أعلام فلسطين ٥/ ٧٢، من هو ١٠/ ١٦٩، الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن ص٨٨٨.

الأثنين ٨ ربيع الآخر، ١٤ نيسان (أبريل). صدر فيه كتاب بعنوان: فاضل رائد التنوير والشاعر والناقد.

ومما ترجم من كتب: أما آن الأوان، عسكر ولصوص، مملكة الغربان،. وترجم قصصًا قصيرة لأرنست همنجوادي (رجال بلا نساء)، إضافة إلى الترجمات المخصصة لبعض المؤسسات ودور النشر(١).

**عبدالله فرحات** (۱۳۳۳ – ۱۹۰۵ه = ۱۹۱۶ – ۱۹۸۵م) سیاسی دبلوماسی.



ولد بالوردانين، وتخرج من معهد اللغة والآداب بتونس. عمل في مصالح البريد والبرق والهاتف، وكان من مؤسسي الاتحاد العام التونسي للشغل، وأسهم في المقاومة السرية في معارك التحرير. شغل منصب رئيس المجلس القومي التأسيسي، وكان ممن اعتمد عليهم الرئيس بورقيبة لتركيز الدولة التونسية الجديدة، عضو الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري، كما شغل عدة مناصب وزارية مهمة، وكلفه رئيس الدولة بعدة مهمات في الداخل والخارج(٢).

عبدالله بن فهد الفهيد (١٣٧٩ – ١٤٢٨ه = ١٩٥٩ – ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله الفياض = عبدالله بن دخيل الفياض

 (١) الأيام (اليمن) ١٥/٤/١٥م، موسوعة الألقاب اليمنية ٢/ ٧٢٥.

(۲) مشاهير التونسيين ص٣٢٨. وصورته من موقع أخبار تونس.

عبدالله بن فیصل آل سعود (۱۳۲۱ – ۱۶۲۸ه = ۱۹۲۲ – ۲۰۰۷م) أمير شاعر سياسي.



ولد في الرياض، الابن الأكبر للملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود. في السادسة من عمره انتقل إلى مكة المكرمة ليعيش مع والده الذي كان آنذاك نائب الملك في الحجاز، وحصل هناك على الشهادة الابتدائية، ثم انكبٌ على التحصيل والمطالعة في الشعر والأدب والتاريخ والسياسة، كما تلقى العلوم على مجموعة من العلماء. في عام ١٣٧٠ه عيّن وزيرًا للداخلية بجانب وزارة الصحة، فكان أول وزير للداخلية، وعيَّنه جده نائبًا لوالده في الحجاز. قام بمحاولة انقلابية وفشل، فأبعد عن المناصب الحكومية إلى أن مات. واعتبر أحد الرواد الأوائل لنهضة الرياضة في بلده، وقد رأس نادي الاتحاد عام ١٣٥٠هـ، وأنشأ إدارة خاصة للإشراف على الفرق وضمّها إلى وزارة الداخلية، ودعم المفهوم العالمي للرياضة، وكان يدعم النادي الأهلى بملايين الريالات. مُنح الدكتوراه الفخرية من أمريكا مرتين، ونال جوائز فرنسية وعربية على شعره، وهو أحد مؤسّسي مؤسّسة الملك فيصل الخيرية ورئيس محلس أمنائها. وكان ميله إلى الشعر وإضحًا، وغلب عليه الغزل والعاطفة، وأطلق عليه لقب «محروم». وكان ينظم بالفصيح والشعبي. تُرجمت دواوين له إلى لغات، كما لحنت له قصائد وغنيت.

توفي صباح يوم الثلاثاء ٢١ ربيع الآخر، ٨ أيار (مايو).



#### عبدالله الفيصل (خطه)

وصدر فيه:

الشاعر عبدالله الفيصل بين مشاعر الحرمان وغربة الروح/ إعداد وتحرير عبدالله سالم المعطامي (٢ مج).

عبدالله الفيصل: المعلقات العشر الجديدة/ يوسف إبراهيم السالم.

عبدالله الفيصل: حياته وشعره/ منيرة العجلاني (بالعربية والفرنسية).

عبدالله الفيصل رمز الريادة ومؤسس الرياضة في المملكة العربية السعودية محمد بن علي القدادي.

عبدالله الفيصل شاعر الحب والجمال/ محمد عبدالواحد حجازي.

عبدالله الفيصل: عبقرية الشعر الخالدة. - جدة، ١٤٠٥هـ، ٩٢٦ص.

عبدالله الفيصل في مرافئ العاشقين/ يوسف إبراهيم السالم.

مع الشاعرين المبدعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله الفيصل والدكتور غازي القصيبي/ يوسف إبراهيم السالم. المقطع الصوتي لألفاظ اللغة العربية: دراسة وتطبيق على شعر الأمير عبدالله الفيصل/ عبدالله بن سعد الحقباني (رسالة ماجستير حامعة الملك فيصل، ٤٢٤هـ).

الأمير عبدالله الفيصل في مصر/ محمد علي الغزالي الجبيلي.

ظاهرة الاغتراب في شعر إبراهيم ناجي وعبدالله الفيصل/ عزت محمود علي

عبدالله قبرصي

(1771 - 1731 = . 191 - ٧٠٠٢)

ولد في قرية ددة بلبنان الشمالي، درس في

معهد الفرير بطرابلس ونال منه الثانوية.

ثم حصل على إجازة من معهد الحقوق

الفرنسي، ومارس المحاماة. انتمى إلى الحزب

السوري القومي الاجتماعي في أوائل

سنة ١٩٣٤م، وعينه أنطون سعاده أثناء

وجوده في السجن عام ١٩٣٥م زعيمًا

للحزب بالوكالة، ثم رئيسًا لمحلس العمد...

وانتخب رئيسًا للمجلس الأعلى سنة

١٩٥٥م. واستمر على عدة دورات يُعاد

انتخابه، وقاسى متاعب السجن والنفى

والتشريد حوالي ١٧ عامًا. أسَّس في فنزويلا

أثناء اغترابه مجلة الندوة باللغتين العربية

والاسبانية، واستمرت تصدر من عام

طبع له: مصرع السمنة (رواية)، وحي

الظلام (شعر)، نحن ولبنان، قبل الطوفان

وبعده (شعر). وله ذكريات في أربعة أجزاء

بعنوان: عبدالله القبرصي يتذكر، قال في

إهدائه: إهداء إلى معلمي وزعيمي أنطون

١٩٦٦ حتى ١٩٧١.

سعادة(٤).

حزبي أديب.

الدين (رسالة دكتوراه - جامعة الأزهر، (بالمشاركة)، الزراعة الجافة(٢٠).

شعر عبدالله الفيصل في المنظور الأدبي والنقدي/ حورية محمد العتيبي (رسالة ماجستير - كلية الآداب للبنات بالدمام، 37310-).

دواوين شعره: حديث قلب، وحي الحرمان، مشاعري، وحى الحرف، خريف العمر (١).

### عبدالله قاسم الفخري (7771 - 7731a = 73P1 - 11.7q)

مهندس زراعی.

من الموصل. حائز على شهادتي الماجستير ثم الدكتوراه في العلوم الزراعية متخصصًا في الحقليات من جامعتي لويزيانا فالمسسبي، ثم كان أستاذًا في كلية الزراعة بجامعة الموصل، ومديرًا لمركز البحوث الزراعية التطبيقية، وترأس لجانًا فيها، إضافة إلى رئاسته لجنة النتاجات العلمية بالجامعة، عضو لجنة منجزات الأقسام العلمية، وعضو اللجنة الاستشارية لإدارة الدراسات النباتية في المركز العربى لدراسات الأراضى القاحلة التابعة لجامعة الدول العربية، شارك في ندوات ومؤتمرات علمية، وأسهم في دراسات تقويم مشاريع على المستوى المحلي والعربي بلغت (۱۲) دراسة، كما قدم (۷۸) بحثًا ودراسة، إقرارًا ومشاركة. وتوفى يوم الخميس ٢٤ شوال، ۲۲ أيلول.

شارك في إعداد نشرات فنية، وطبعت له كتب، مــــثل: بذور المحاصيل: إنتاجها ونوعيتها، البقوليات الحولية في العراق، الزراعة في الوطن العربي، محاصيل العلف والمراعى (٢ج)، مدخل البقوليات في العـراق، النجليات الهامة في العـراق

(١) الوطن ع ٢٤١٣ (٢٢/٤/٢٨ هـ)، معجم البابطين ٣/ ٣٤٤، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص١٢١، دليل الكاتب السعودي ص١٧٢، دليل أكادعية الملكة المغربية ص ١٥٨، الفيصل ع ٣٧١ (الجماديان ١٤٢٨هـ)

عبدالله بن القاسم بن الهادي (3771-71312=0191-79919) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله قائد جزيلان (0071-1731a=7791-1174) قائد عسكري.



ولد في مدينة تعز باليمن، ابتعث إلى لبنان لإكمال دراسته الابتدائية، ومنها إلى القاهرة ليتخرج في الكلية الحربية عام ١٣٧٥هـ، وعاد ليلتحق بالكلية الحربية في اليمن، ويتعيَّن أركان حرب، ثم مديرًا لمدرسة الأسلحة. وكان أحد أبرز قيادة الخلية العسكرية التي رتبت لثورة ٢٦ سبتمبر عام ١٩٦٢م، حيث كان حينها قائدًا لمدرسة الأسلحة، وهو الذي أصدر الأوامر لإطلاق الشرارة الأولى لتفجير الثورة. وبعد قيام الثورة، كان نائب رئيس محلس قيادة الثورة ووزير الحربية، نائب رئيس محلس الوزراء لشؤون الاقتصاد والخزانة، وزير الزراعة، نائب رئيس الجمهورية. توفي يوم الخميس ٥ ذي الحجة، ١١ تشرين الثاني (نوفمبر).

وله العديد من الكتب، منها: التاريخ السرى للثورة اليمنية، لمحات من ذكريات الطفولة، الطريق إلى الهدف، مقدمات ثورة اليمن ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م (٦).

عبدالله قشوة = عبدالله بن عبدالله قشوة

(٢) موسوعة أعلام الموصل، معجم المؤلفين والكتاب ٢٠١٠/١١/١٢م، موسوعة الألقاب اليمنية ١/ ٦١١. العراقيين ١٦٦/٥.

(٣) الثورة (اليمن) ٢٠١٠/١١/١٣م، المصدر أون لاين

(٤) وترجمته منها.

ولد في مدينة الظهران بالسعودية، تخرج في

كلية الطب بجامعة الملك سعود في الرياض،

وعيِّن معيدًا في كلية الطب بجامعة الملك

فيصل بالدمام، ابتعث إلى بريطانيا للدراسة

العليا في معهد مودزلي للطب النفسى في

لندن عام ١٤٠٣ه، وحصل على شهادة البورد في الطب النفسي، ثم البورد من

المجلس الطبي الأردني، وعيِّن استشاريًا في الطب النفسي بكلية الطب في جامعة الملك فيصل، وحصل على الزمالة (التي

تعادل درجة الدكتوراه). كان سمحًا، طيب

المعشر، ذا همة عالية. وكان سببًا لهداية كثيرين في بلده وخارجها، وعلى الأخص

بريطانيا. أنشأ حلقة لدراسة العلوم الشرعية

عام ١٤٠٣هـ في لندن باللغة العربية

والإنحليزية، ووصل عدد الموظفين فيها إلى

ما يزيد على السبعين، وأصبحت معلمًا

متميزًا للدعوة الإسلامية، وانتقلت هذه

الحلقة إلى «المنتدى الإسلامي» الذي كان

هو أحد العاملين على إنشائه. وقد سخر

تخصصه في خدمة الإسلام والمسلمين،

فنشر مقالات عديدة عن مشاهداته في

بريطانيا، وسجلت له محاضرات تربوية قيمة

لها صبغتها الشرعية، وكان يهيب بأصحاب

التخصصات غير الشرعية أنه بالإمكان

حدمة الدين من خلال أي تخصص. توفي

وقد طُبعت رسائل ومحاضرات له، معظمها

بعد وفاته، منها: الالتزام بالإسلام، الحزن

والاكتئاب في ضوء الكتاب والسنة، الدعوة

إلى الله بين الواجب والمحظور، الدعوة إلى

الله: توجيهات وضوابط، فاعتبروا يا أولى

الأبصار: مشاهداتي في بريطانيا، الطب

يوم السبت ٢ جمادي الآخرة.

#### عبدالله قصير (١٣٠٥ – ١٣٩٧هـ = ١٨٨٧ – ١٩٧٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله القصيمي = عبدالله بن علي القصيمي

عبدالله بن قعود = عبدالله بن حسن بن قعود

عبدالله القواسمي = عبدالله عبدالقادر القواسمي

عبدالله القويري = عبدالله محمد القويري

عبدالله كنون = عبدالله عبدالصمد كنون

عبدالله الكوساني (۱۳۳۹ - ۱۶۲۳ هـ = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله لحود = عبدالله يوسف لحود

عبدالله بن ماجد الحضرمي (۱۳۲۲ - ۱۳۹۷ه = ۱۹۰۶ - ۱۹۷۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن مبارك الخاطر (۱۳۷۵ - ۱۶۱۰ = ۱۹۵۵ - ۱۹۸۹م) طبیب نفسانی، داعیة إسلامی نشیط.



#### عبدالله مبارك الصباح (۱۳۷۳ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۱۶ - ۱۹۹۱م) أمير وضابط عسكري وطني. والده مبارك الكرير وغير دماة الكرير

والده مبارك الكبير مؤسّس دولة الكويت الحديثة، وهو زوج الشاعرة سعاد الصباح.



عمل مساعدًا للشيخ على الخليفة حاكمًا لمدينة الكويت ومديرًا لدائرة الأمن العام. تولى مسؤولية مكافحة أعمال التهريب والإشراف على البادية. ثم أصبح مديرًا لدائرة الأمن العام، وأنشأ إدارة الجوازات والسفر، وقام بمهام نائب الحاكم في عهد عبدالله السالم، وامتدَّ نشاطه إلى العديد من الجالات، فأسَّس محطة إذاعة الكويت، ونادي الطيران، ومدرسة الطيران، ودائرة الطيران المدني. وكان الرئيس الفخري للنادي الثقافي القومي، كما ترأس مجلس المعارف أكثر من مرة. ووضع اللبنات الأساسية في بناء القوات المسلحة الكويتية منذ تعيينه قائدًا عامًا للجيش عام ١٣٧٤هـ. وكان له دور عربي، وقام بإلغاء تأشيرات الدحول بالنسبة للعرب رغم معارضة الوكيل السياسي البريطاني، ودخل في أكثر من مواجهة مع السلطات الإنجليزية بسبب حرصه على استقلال الكويت وإصراره على عدم تدخل بريطانيا في الشؤون الداخلية لها.

قدم استقالته من كل مناصبه في عام ١٣٨١هـ (١٩٦١م). وتوفي في ٣ ذي الحجة ١٥ يونيو (حزيران). وأنشئت النفسي والدعوة إلى الله (وهو نفسه: الدعوة إلى الله بين الواجب والمحظور)، فن التعامل مع الناس، مداخل الشيطان على الصالحين، المزيمة النفسية عند المسلمين(١).

(۱) البيان ع ۲۰ (رجب ۱۶۱۰هـ) ص۸۵، وكتابه: الحزن

والاكتئاب. ورسمه من صحته على التويتر.

مؤسَّسة خيرية باسمه بعد وفاته قدَّمت خدمات كبيرة.

صدر فيه كتاب بعنوان: صقر الخليج عبدالله مبارك الصباح/ سعاد محمد الصباح(۱).

**عبدالله محسن** (۱۳۳۵ – ۱۶۲۶ه = ۱۹۱۱ – ۲۰۰۳م) حزبی قیادي.



من مواليد مشغرة في البقاع الغربي من لبنان. انتمى إلى الحزب القومي السوري عام ١٣٥٤هـ (١٩٣٥م) وتولى فيه مسؤليات عديدة، أهمها رئاسة الحزب من ١٩٥٨ - ١٩٦٠م. حكم عليه بالإعدام في دمشق إثر اغتيال عدنان المالكي، وسُجن واعتقل مرات. مات في ٨ شوال، ٢ كانون الأول (ديسمبر)(٢).



شعار الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي كان عبدالله محسن رئيسًا له

عبدالله محفوظ الحداد (۱۳۶۲ – ۱۶۱۷ه = ۱۹۲۳ – ۱۹۹۱م) عالم.

(٢) المستقبل ع ١٤٦٥ (١٢/٣/ ٢٠٠٣م).



ولد في بلدة الديس الشرقية بحضرموت. تتلمذ على علماء، منهم العلامة عبدالله بن عمر الشاطري، وتخرَّج في قسم الشريعة بكلية الحقوق في جامعة الخرطوم، عاد ليعمل قاضيًا ورئيسًا لمحكمة الاستئناف بالمكلا، ورئيسًا للقضاء الشرعي بحضرموت، واستقال ليتولى التدريس والخطابة في الجامع الكبير بالمكلا منذ عام ١٣٩٥ه حتى وفاته، وأخذ عنه جلة من الفقهاء، كما حاضر بكلية الشريعة في جامعة عدن. أنشأ جمعية البرّ الخيرية في المكلا، وفروعًا لها في سيؤون وتريم، ووقف سدًا منيعًا ضدَّ الأفكار الداعية لتحكيم القوانين الوضعية. ومن أبرز مشروعاته إنشاء جامعة الأحقاف في حضرموت عام ١٤١٥ه ورأس مجلس الأمناء بحا، وتعتبر أول مؤسَّسة جامعية علمية أكاديمية في اليمن لا تعدف إلى تحقيق كسب تجاري، وكان مرهوب الجانب، عالى المنزلة، مسموع الكلمة. مات في ١٧ رجب.



عبدالله محفوظ الحداد أنشأ جامعة الأحقاف

ومن مؤلفاته المطبوعة: السنة والبدعة، حمودنقهاء حضر اليمنية ١/ ٤٣١، (جمع فيه ما يربو على (٣٥٠) حديثًا اليمنية ١/ ٩٠٢،

وأثرًا، وردَّ فيه على صاحب كتاب «السنن والمبتدعات»)، الوجيز في أحكام الصيام، فتاوى رمضان.

ومن المخطوط: القول المثبوت في حكم دعاء القنوت، وجمعت فتاويه الشرعية في النوازل العصرية، رفع الستر عن أدلة القنوت في الفجر، رسالة في حكم التعامل بالأوراق النقدية وبيع الذهب، المقعد المنيف بمراجع الورد اللطيف في الحديث الشريف، رسالة عن حكم الغناء في الإسلام، رسالة في الحياء، رسالة الإسلام والزكاة، رسائل في وسائل الدعوة إلى الله(٢).

#### عبدالله بن محمد الأربيلي (١٣٢٣ – ١٤٠٣هـ؟ = ١٩٠٥ – ١٩٨٣م) عالم داعية.

ولادته في أربيل، رحل إلى الموصل وهو في كنف والديه، وأخذ العلم عن علماء أجلَّاء، من شيوحه عبدالله الحسُّو، وأحمد حمدي آل القطب، وعبدالله النعمة، وكان على نهج السلف الصالح، وتأثر بدعوة الإخوان المسلمين، فكان أحد الخطباء الذين انطلقوا يعرِّفون بالدعوة من منابرهم، وأسِّست جمعية الأخوة الإسلامية عام ١٣٧٢هـ بدلًا عن جماعة الإخوان المسلمين التي مُنعت. وترأسها عبدالحافظ سليمان، وفي السنة التالية اختير المترجم له رئيسًا لها (فرع الموصل)، وكان من العلماء والدعاة الأتقياء الذين لا يتكسَّبون من دعوتهم، فكان صاحب مطعم متميِّز، وتحدَّث عنه الشيخ على الطنطاوي في ذكرياته بإعجاب. ثم ألغيت الجمعية، فكان الإخوان يعقدون اجتماعاتهم في البساتين والمساجد الصغيرة بعيدًا عن عيون الأمن. وفي أثناء المدِّ الشيوعي قُبض على الشيخ،

(٣) ألوان من الأحاديث/ محسن أحمد باروم، ص١٤٣٠ جهود فقهاء حضرموت ١٣٤٥/٢، معجم البلدان والقبائل المينية ١/ ٣٦٠) إدام القوت ص٥٢٠، موسوعة الألقاب البينية ١/ ٢٠١٠/١٠/٢م.

<sup>(</sup>١) والمعلومات السابقة من الكتاب المذكور.

بتهمة المشاركة في ثورة الشواف، وتعرَّض مع إخوانه لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل من قبل الشيوعيين. وقد تخرَّج على يديه العديد من طلبة العلم، وما زال يخطب ويدرَّس ويرشد طوال حياته العلمية.

نشر مقالات دينية في مجلة (التعاون) الموصلية تحت عنوان (الجهاد في الإسلام)، وله كتاب مخطوط عنوانه: توحيد المسلم وأسس عقيدته، أقوال أئمة الإسلام في قراءة الفاتحة، ونشر رسالة في الزكاة عام قراءه (۱).

#### عبدالله محمد الأهدل (۱۳۷۲ - ۱۶۰۹ه = ۱۹۵۲ - ۱۹۸۹م) داعية إسلامي.

إمام ومدير المركز الإسلامي، ومدير مكتب الرابطة في العاصمة البلجيكية بروكسل. وهو من مكة المكرمة. لازم الشيخ حسن المشّاط — رحمه الله — وتشبّع بأدبه، وكان من أخصِّ تلامذته وأقربهم إلى قلبه. وكان إذا جاء إلى المملكة يحمل معه ملفات بما طلبات لا تنتهي، ويبدأ في بسط طلباته، ويلاحق أمين الرابطة في السيارة والمنزل والمكتب، حتى تقضى حاجات أصحابها. وكان يشعر أن عمله لا يقتصر على أوجه نشاط المركز، بل كان يحاول أن يصلح المحتمع المسلم في بلجيكا. ومن أجل هذا الإصلاح كان يدخل السجون متفقدًا أحوال السجناء من شباب المسلمين الذين يغرَّر بهم، ويسعى لإطلاقهم، وتيسير سبل العيش الشريف لمن زلت قدمه. عمل حوالي ست سنوات مديرًا للمكتب هناك، وكان لعلاقاته الحسنة مع الجماعات الإسلامية

(۱) إخوان ويكي (استفيد منه في ربيع الآخر ١٤٣٢هـ)، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٣٢١.

في بلجيكا والجهات الرسمية أكبر الأثر في

تذليل العقبات أمام عمل ونشاط الدعوة

الإسلامية والدعاة. اغتيل في بلجيكا يوم

۲۲ شعبان، ودفن بمكة المكرمة (۲).



عبدالله محمد الأهدل كان مدير المركز الإسلامي ببروكسل

عبدالله محمد باعبًاد (۱۳۲۶ - ۱۲۲۵ه = ۱۹۶۴ - ۲۰۰۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

#### عبدالله محمد بري (۱۳۲۰ – ۱۶۲۰هـ؟ = ۱۹۰۷ – ۱۹۹۹م) کاتب شاعر.

ولد في تبنين جنوب لبنان. مضى إلى ديترويت بأمريكا. كتب العديد من المقالات والقصص القصيرة ونشرها في الصحف والمحلات اللبنانية وفي المهجر. ومن كتبه: عبدالله بن الحسين الملك العربي الهاشمي، طه حسين والخلفاء، الإسلام والإنسان

وله ديوان شعر منشور بعنوان: أكتب إليك<sup>(۱۲)</sup>.

#### عبدالله بن محمد بصنوي (۱۳۲۹ – ۱۶۱۲ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۹۱م؟) مؤذِّن الحرم الشريف.



(۲) أخبار العالم الإسلامي ۱٤،۹/۸/۲۷هـ، الجزيرة ۱۶،۹/۸/۲۷
 ۱۹/۹/۱۹

(٣) موسوعة الأدباء والشعراء العرب ٢/ ٢٠٠٠.

من مواليد مكة المكرمة. تعلم بمدرسة الفلاح، حفظ القرآن الكريم، وواظب على حضور حلقات العلم في الحرم الشريف، ومن شيوخه علوي المالكي، وحسين مشاط، ومحمد نور سيف، وغيرهم. أذَّن في المسجد الحرام وعمره (١٦) سنة في مهنة توارثها عن والده، وامتاز بالأذان يوم المحمية والأعياد، وكان ذا صوت جهوري جميل. واختاره أعيان حارة الشامية لأن يكون عمدة لها منذ عام ١٣٦٢ه، فأدَّى يكون عمدة لها منذ عام ١٣٦٢ه، فأدَّى عمله هذا مع الأذان في الحرم لسنوات علمه هذا مع الأذان في الحرم لسنوات طويلة، وحلَّ كثيرًا من المشكلات الأسرية والاجتماعية في مجتمعه، وكان محترمًا عند الناس (١٠).

#### عبدالله بن محمد بوراس الكاملي (۱۳۲۳ – ۱۶۰۰ه = ۱۹۰۱ – ۱۹۸۶م) مدرِّس إباضي.

من مواليد بني يسجن في الجزائر. حصل على شهادة التطويع من جامع الزيتونة بتونس، درَّس في جمعية الاستقامة بتالقة وتخرَّج على يديه شخصيات بارزة، أنشأ مدرسة صيفية قرآنية. مات في ١٤ محرم، و أكتوبر.

من مؤلفاته: الكتاب المدرسي، دليل الوصية، خلاصات حول الشريعة الإسلامية، غاية المراد في نظم الاعتقاد، سبيل الخلود(°).

# عبدالله بن محمد الثميري (١٣٥٥ – ١٩٨٦ م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن محمد بن جبر (۱۲۹۹ – ۱۹۷۸ – ۱۹۷۸ م) (تکملة معجم المؤلفين)

<sup>(</sup>٤) موقع قبلة الدنيا مكة المكرمة (رمضان ١٤٣٢هـ).

<sup>(</sup>٥) معجم أعلام الإباضية ٢/ ٢٧٦.

## عبدالله بن محمد الجيشتيمي (١٣٥٠ - ١٩٨٤ م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالله بن محمد الجيوسي (١٣٨٦ - ١٤٣٢ه = ١٩٦٦ - ٢٠١١م) من علماء القرآن الكريم.



من مواليد ناحية كتم التابعة لمدينة إربد بالأردن. حصل على دبلوم عال في القراءات القرآنية من الجامعة الأردنية، ودكتوراه في التفسير وعلومه من الجامعة الإسلامية بماليزيا. وقد عمل إمامًا وخطيبًا في والثقافة الإسلامية بوزارة التربية الإسلامية والثقافة الإسلامية بوزارة التربية، وأستاذًا بمؤتمرات علمية وندوات متخصصة، مع مؤتمرات علمية وندوات متخصصة، مع مشاركة إعلامية في الصحف والجلات، وغرف بعمله القيم «كشاف الدراسات القرآنية» الذي بقي معه سنوات طويلة. وقد توفي في حادث بعد عودته من الحج في طريق اليرموك يوم ١٨ ذي الحجة، ١٤ تشرين الثاني (نوفمرر).

مؤلفاته: التعبير القرآني والدلالة النفسية (أصله رسالة دكتوراه)، الجزاء الدنيوي في القرآن الكريم: دراسة موضوعية (ماجستير)، كشاف الدراسات القرآنية (أربعة أقسام: قسم المقالات، ثم الرسائل الجامعية، ثم الكتب، ثم قسم اللغة الإنجليزية).

وله عدد من الأبحاث المنشورة، مثل: الفساد: صور، وسبل مكافحته: رؤية

قرآنية، الحوار في القرآن: خصائصه الإعجاز (١٠).

#### عبدالله بن محمد الحبشي (۱۳۲۸ - ۱۶۲۹ه = ۱۹۱۰ - ۲۰۰۸م) زعيم جماعة الأحباش، فقيه شافعي، عالم مشارك.



هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن محمد بن يوسف بن عبدالله بن جامع الهرري الشييُّ العبدري الأشعري الشافعي الرفاعي، المعروف بالحبشي.

ولد في هَرر بإثيوبيا، حفظ القرآن الكريم، وعددًا وافرًا من المتون في مختلف العلوم، ثم أولى علمَ الحديث اهتمامه فحفظ الكتب الستة وغيرها بأسانيدها، وذُكر أنه أجيز بالفتوى وراوية الحديث وهو دون الثامنة عشرة! وجال في أنحاء الحبشة والصومال لطلب العلم وسماعه، وله في ذلك رحلات عديدة لاقى فيها المشاق والمصاعب، وساعده ذكاؤه وحافظته على التعمُّق في الفقه الشافعي وأصوله ومعرفة وجوه الخلاف فيه، وصار مقصودًا بالعلم، وأسند إليه أمر الفتوى ببلده هرر وما جاورها. من شيوخه محمَّد عبدالسلام الهرري، ومحمَّد عمر جامع الهرري، والشيخ محمَّد رشاد الحبشى، وغيرهم. واجتمع بالمحدِّث القارئ أحمد عبدالمطلب الجبرتي الحبشى، شيخ القرَّاء في المسجد الحرام وأخذ عنه القراءات الأربع عشرة واستزاد منه في علم الحديث،

(١) موقع تفسير: ملتقى أهل التفسير (إثر وفاته).

فقرأ عليه وحصل منه على إجازة، ثم أخذ من المقرئ محمود فايز الديرعطاني نزيل دمشق لما سكن صاحب الترجمة دمشق. وألقى الدروس مبكرًا على الطلاب. أمَّ مكة فتعرّف على علمائها واتصل بالشيخ عبدالغفور الأفغابي النقشبندي فأحذ منه الطريقة النقشبنديَّة. رحل بعدها إلى المدينة المنوَّرة واتصل بعلمائها، ثم لازم مكتبة عارف حكمت والمكتبة المحمودية مطالعًا وبقى فيها سنة. وأخذ الإجازة بالطريقة الرفاعيَّة من عبدالرَّحمن السبسي الحموي، وطاهر الكيالي الحمصى، والإجازة بالطريقة القادريَّة من أحمد العربيني وغيره. ثم رحل إلى بيت المقدس، ومنها إلى دمشق، وتنقل في بلاد الشام وتعرَّف على علمائها، ثم سكن في جامع القطاط بمحلة القيمرية، وتردَّد عليه الطلبة. ثم قدم إلى بيروت سنة ١٣٧٠هـ، فاجتمع بعلمائها وخاصة أمين الفتوى مختار العلايلي، الذي هيًّأ له الإقامة على كفالة دار الفتوى في بيروت ليتنقل بين مساجدها مقيمًا الحلقات العلمية، وعمل على محاربة الإلحاد. وذُكر أنه كان زاهدًا متواضعًا، قوي الحجة، مشغولًا بالعلم وأهله. وأنشأ جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، التي نشطت كثيرًا بتوجيهاته وجهود تلامذته وسمُّوا (الأحباش). وأطلق أفكارًا ورؤى فقهية ودينية أثارت جدلًا وسجالًا في الأوساط الإسلامية السنية، وتعدَّت الجمعية التي كان مرشدها إلى العمل السياسي والاجتماعي، ودخلت في تحاذب وصراع مع قوى إسلامية أخرى، وخاصة السلفية، الذين كفَّروه، أو أنهم اعتبروا جماعته فرقة من الفرق الإسلامية، ووافقهم علماء... ومما قاله الداعية الفقيه فيصل مولوي في فرقتهم: "الأحباش، أو جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، هم تلامذة الشيخ عبدالله الهرري، ولهم طريقة خاصة في العقيدة تجعلهم يكفِّرون المسلمين

وعلماءهم لأتفه الأسباب، كما لهم طريقة خاصة في الفقه لا يشاركهم فيها جمهور العلماء المعاصرين، والمناقشة معهم لا تفيد، لأنهم لا يقتنعون إلا بأقوال شيخهم، وإذا تجنبت الدخول إلى مساجدهم فهو أفضل، لمنع الجدال غير المفيد... "مات يوم الثلاثاء ٢ رمضان، ٢ أيلول (سبتمبر).



عبدالله الحبشي مؤسس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية المتمثلة في (الأحباش)

ومما كُتب فيه وفي فرقته:

الأحباش دعاة ضلالة فليُحذروا/ أبو بكر الجزائري.

ضلال جماعة الأحباش/ دار الإفتاء السعودية.

فرقة الأحباش: نشأتها - عقائدها - آثارها/ سعد بن علي الشهراني (رسالة دكتوراه).

موسوعة أهل السنة في نقد أصول فرقة الأحباش ومن وافقهم في أصولهم/ عبدالرحمن دمشقية.

وله (٢٥) مؤلفًا، ومما طبع منها: الصراط المستقيم في التوحيد، بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب، التعقب الحثيث على من طعن فيما صععً من الحديث، الروائح الزكية في مولد خير البرية، المطالب الوفيَّة شرح العقيدة النسفية، إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية، شرح متن العشماوية في الفقه المالكي، شرح متممة الآجرومية في النحو، شرح البيقونية في المصطلح، صريح البيان في الرد على من خالف القرآن، المقالات السنية في كشف خالف القرآن، المقالات السنية في كشف

ضلالات ابن تيمية... وله غيرها مما ذكر في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### عبدالله بن محمد الحسني الندوي (١٣٧٦ - ١٣٤٤هـ = ١٩٥٧ - ٢٠١٣م) عالم كاتب.

ولادته في مدينة لكهنؤ بالهند. وتلقّي تعليمه كله في ندوة العلماء، وحصل منها على الشهادة العالمية، وشهادة الفضيلة، وأخذ العلم عن أكابر العلماء، منهم الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي، وتخرَّج في التزكية والإحسان على جدّه الشيخ أبي الحسن الندوي، ووالده محمد الحسني (ت ١٣٩٩هـ) منشئ مجلة البعث الإسلامي. وأبو الحسن عمُّ هذا. وقد درَّس في الندوة القرآن والحديث أكثر من ٣٠ عامًا، وعمل مديرًا لصحيفة (الرائد) النصف شهرية الصادرة عن الندوة بالعربية، وحرَّر فيها مقالات ودراسات عديدة، توفي يوم الأربعاء ١٧ ربيع الأول، ٣٠ يناير. وقد ألف عددًا من الكتب، وترجم عددًا آخر منها من العربية إلى الأردية، والعكس، لحدِّه أبي الحسن الندوي<sup>(٢).</sup>

### عبدالله محمد حماد (۱۳۸۲ – ۱۳۸۱ه – ۱۹۹۲ – ۲۰۱۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن محمد بن حمید (۱۳۲۹ - ۱۶۰۲ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۲م) عالم جلیل.



ولد بمدينة الرياض، وفقد بصره في طفولته. قرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب، وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط، فقرأ على علماء الرياض والوافدين إليها، ونبغ في فنون كثيرة، وكان مشايخه يتفرسون فيه الذكاء. ومن مشايخه: الشيخ حمد بن فارس، الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. درَّس المبتدئين، وعين قاضيًا في الرياض، ثم قاضيًا في سدير، ثم في بريدة وما يتبعها، وإمامًا لجامعها، ومرجعًا لأهلها. ثم طلب إعفاءه من القضاء عام ١٣٧٧هـ. وفي عام ١٣٨٤ه عينه الملك فيصل رئيسًا للإشراف الديني على المسجد الحرام، ومدرسًا فيه، ومفتيًا، فنفع الله بعلمه. وفي عام ١٣٩٥هـ عيَّنه الملك خالد رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، وعضوًا في هيئة كبار العلماء، ورئيسًا للمجمع

#### إلى رافعه رحمه

من عبدتان محدد البرخ بدالي خديد المحدث عمدين عبدالرحن بريسعد سالان تعلى واسبغ عليد منع دول امين السراحي برمور المدول الموال الموالين الموافق المدول الموالين الموافق المورد المدول الموالين الموافق المدول الموالين الموافق المدول الموالين الموافق المدول الموافق المدول الموالين المعلى المعلى المعلى المدول المدول

- عبدالله بن محمد بن حميد (خطاب منه)
- موقع أهل السنة (موقع للأحباش، جمادى الآخرة ١٣٢ه). ومواقع أخرى من الشبكة العالمية للمعلومات.
   بحلة الداعى (جمادى الأولى) ١٤٣٤هـ.

الفقهي، وعضوًا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. توفي يوم الأربعاء ٢٠ ذي القعدة.

ومماكتب فيه وفي علمه:

الإبداع والتحديث في فكر سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد/ صالح بن عبدالله بن حميد. - الرياض: المحلة العربية،

سماحة العلامة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في عيون محبيه وتلامذته وبعض رسائله وآثاره العلمية/ إعداد صلاح بن إبراهيم الزامل. الرياض: دار أبجد، ٢٩٤١هم، ٣٥٠ص. تاج القضاة في عصره سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد/ سليمان بن محمد الرياض: دار القاسم، ١٤٣٠هم، ٢٠٤٩هم،

الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد كما عرفته/ محمد بن ناصر العبودي. الرياض: دار الثلوثية، ٢٣٢ اهـ، ٢ مج. جهود الشيخ العلامة عبدالله بن حميد رحمه الله في تقرير العقيدة/ ابتسام بن ناصر اللهيم (رسالة ماجستير – جامعة الإمام، ١٤٣٨ هـ).

آراء الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد التربوية من خلال مؤلفاته المطبوعة (رسالة ماجستير – جامعة أم القرى، ٢٩ ١ هـ).





عبدالله بن محمد بن حميد كان رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، ورئيسًا للمجمع الفقهي

له رسائل، وله فتاوى لو جمعت لجاءت في مجلدات... ومن رسائله: إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه ذبح الهدي قبل وقت نحره، توجيهات إسلامية، حكم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب وغيرهم، (يليه: تنبيهات على أن جدة ليست ميقاتًا)، الدعوة إلى الله: وجوبما وفضلها وأخلاق الدعاة، الرسائل الحسان في نصائح الإخوان: مقالات صحفية، المحموعة العلمية السعودية: من رد علماء السلف الصالح (حققها وراجع أصولها)، كمال الشريعة الإسلامية وشمولها لكل ما يحتاجه البشر، هداية الناسك إلى أهم المناسك، تبيان الأدلة في إثبات الأهلة؛ الدعوة إلى الجهاد في القرآن والسنة. وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) <sup>(۱)</sup>.

#### عبدالله بن محمد الخامس العلوي (١٣٥٥ – ١٤٠٤هـ = ١٩٣٥ – ١٩٨٤م)

رجل دولة.

ابن الملك محمد الخامس. ولد في الرباط. حصل على إجازة في الحقوق من باريس، ثم الدكتوراه. دخل السياسة المغربية من

(۱) مقدمة كتابه: اللعوة إلى الله، رحال وراء جهاد الرابطة ص٥٨، من علماء الحرمين ص ٣٤٧، الجتمع ع ٥٨٧ من مسوعة الناظرين ٢/ ٥٥، موسوعة الأدباء والكتاب السعودين ١/ ٢٧٨، من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ١/ ٩٥، رسائل الأعلام ص٠٥، قادة الفكر الإسلامي ص٥١٠، تاريخ القضاء والقضاء 1/ ٢٢١، علماء نجد ٤/ ٤٢١.

بابحا الكبير، وقام بأدوار داخلية وخارجية عديدة. تزوج بابنة رياض الصلح. وعندما صار أخوه الأكبر الحسن الثاني ملكًا حدثت خلافات بينهما، لكنه حافظ على الوحدة السياسية في البلد، وتوفي يوم الثلاثاء ١٧ ربيع الأول.

عنوان رسالته في الدكتوراه: سياسة الدولة وحدودها في المياه الإقليمية في إطار القانون الدولي<sup>(۲)</sup>.

#### عبدالله بن محمد الخليفي (١٣٤٨ - ١٤١٤ه = ١٩٢٩ - ١٩٩٣م) إمام وخطيب الحرم المكي الشريف. عالم جليل.



ولد في مدينة البكيرية بالقصيم، وكان والده من مشايخها المعروفين. وآل الخليفي عشيرة كبيرة من الأكراد، أقامت في مدينة عنيزة بالقصيم، ونزح بعض أفرادها إلى بلدة البكيرية. حفظ القرآن الكريم على والده في سن مبكرة، ثم درس العلوم الشرعية على كبار مشايخ المنطقة، منهم الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ. انتقل بعد ذلك إلى مكة المكرمة، فدرس علوم القرآن وتجويده، وصمل على شهادة كفاءة المعلمين، وشهادة حفظ القرآن الكريم، وشهادة وشهادة حفظ القرآن الكريم، وشهادة التحويد في القراءات السبع، وإجازة في التدريس بالمسجد الحرام. ثم ألقى دروسًا في المسجد الحرام ومساجد أحرى، كما درًس العلوم الدينية في الثانوية العزيزية. وأم درًس العلوم الدينية في الثانوية العزيزية. وأم

(٢) معلمة المغرب ١٧/ ٥٩١٨.

في قصر الملك فيصل بالطائف، ثم عمل إمامًا وخطيبًا في المسجد الحرام منذ عام ١٣٧٣ه ولمدة (٤٠) عامًا، كما عمل ملاحظًا على المدرسين بالمسجد الحرام. وكان رقيق العواطف، يتأثر في كثير من المواقف. وكان يقيم في موسم كل حج مخيمًا في منى لمن أراد الحج من أقاربه وضيوفه. وقد وافاه الأجل المحتوم مساء الاثنين ٢٨ صفر.

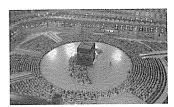

عبدالله بن محمد الخليفي أمَّ وخطيب في المسجد الحرام (٤٠) عامًا

صدر فيه كتاب: الخليفي فقيد البيت و المقام و إمام المسجد الحرام/ جمع و اعداد احمد بن صالح المرشد .

وقدمت في جهوده العلمية رسالة ماجستير كذلك بعنوان: الآراء التربوية عند الشيخ عبدالله بن محمد الخليفي إمام وخطيب المسجد الحرام رحمه الله تعالى/ زهرة بنت محمد الحامد. – مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ٢٢٦هـ.

وله العديد من المؤلفات والرسائل، ومشاركات في الكتابة للصحف والمحلات، وأحاديث إذاعية، ومن أعماله المطبوعة: أدب الإسلام وحضارته ومزاياه، الحثّ على العلم والعمل والنهي عن البطالة والكسل، إرشاد المسترشد في المقدم في مذهب أحمد، التربية الإسلامية من هدي خير البرية: كتاب حكم وتوجيهات وآداب، النقافة العامة والدروس الهامة: تحقيقات وتوجيهات ومواعظ وحكم، خطب الجمع، دعاء ختم القرآن (يليه: دعاء القستخارة)، دواء القلوب

والأبدان من وساوس الشيطان، (بآخره: دعاء ختم القرآن؛ دعاء عرفة؛ وظائف رمضان، للمؤلف)، فضل الإسلام وتعاليمه السمحة (يتضمن تحقيقات إسلامية وأدبية واجتماعية)، القول المبين في رد بدع المبتدعين. وله غير ما ذكر من المؤلفات، تحدها في (تكملة معجم المؤلفين)().

عبدالله بن محمد الخليفي (١٣٣٩ – ١٩٦٧هـ - ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن محمد بن خمیس (۱۳۳۹ – ۱۶۲۲ه = ۱۹۲۰ – ۲۰۱۱م) أديب مؤرِّخ محقق.





عبدالله بن خميس شابًا وشيخًا

ولد في قرية الملقى بضواحي الدرعية القريبة من الرياض، وتعلَّم في كتاتيبها، وقرأ على والده كتبًا، ثم نال شهادة من كلية اللغة العربية بمكة المكرمة، وأحرى في

(۱) المجلة العربية ع ۱۹ (ربيع الآخرة ١٤١٤هـ) ص ٤٩، العالم الإسلامي ع ١٣٢٣ (٦- ١٤١٤هـ) هـ ١٤١هـ) الفيصل ع ٢٠٢ (ربيع الآخر ١٤١٤هـ) ص ١٣٤، أعلام القرن القصيم ص ٢٠٨، المجتمع ع ١٠٦٤ ص ١٦، من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ١/ ٩٩، علماء نجد ٤/ ٤٧٢. علماء في الذاكرة ص ٧٧، موسوعة أسبار ٢٤٤/٢.

الشريعة، وانكبَّ على دراسة أمهات كتب الأدب. وممن تتلمذ عليهم واستفاد منهم: عبدالله الخليفي، عبدالله المسعرى، محمد متولى الشعراوي. عيّن بعدها مديرًا لمعهد الأحساء العلمي، ثم مديرًا لكليتي الشريعة واللغة العربية بالرياض، فمديرًا عامًا لرئاسة القضاء، فوكيلًا لوزارة المواصلات، ثم وكيلًا لإمارة منطقة الرياض، فرئيسًا لمصلحة المياه بالرياض. بدأت علاقته بالصحافة مذ كان طالبًا، حيث بدأ بنشر قصائده في جريدة المدينة، ثم عمل مراسلًا لليمامة في مكة المكرمة، كما عمل بما محررًا. وأثناء عمله في الأحساء (١٣٧٣هـ) أصدر جريدة "نهجر"، وفي سنة (١٣٧٩هـ) أصدر محلة "الجزيرة" الأدبية الاجتماعية السياسية الشهرية، وظلت تصدر لمدة أربع سنوات، ثم تحولت إلى أسبوعية في عهد المؤسسات (١٣٨٣هـ)، وظلَّ قائمًا على إدارتما وتحريرها. ثم حصل على امتياز تأسيس (مؤسسة الجزيرة الصحفية). وكان عضوًا في الجمع اللغوي بالقاهرة، ودمشق، وبغداد، ونائبًا لرئيس جمع التبرعات لفلسطين، وعضوًا في مجلس الإعلام الأعلى، وأول رئيس للنادي الأدبي بالرياض، واعتبر من أبرز مؤسسي الصحافة في بلده، وقام برحلات واسعة في أرجاء الجزيرة العربية، والدول العربية كذلك، ودول آسيوية وأوروبية وأمريكية. وواصل النشر في الصحف والمحلات، وقدم برامج إذاعية وتلفزيونية، وكتب في الأدب والشعر، الفصيح والشعبي، وكان على رأس من يدافع عن الشعر الشعبي في بلده، وكتب في النقد والتراث والتاريخ والرحلات، وشارك في المهرجانات والمؤتمرات الأدبية والندوات الشعرية، وكان من أشهر الأدباء في السعودية إن لم يكن أكثرهم شهرة، وساعدت الدولة والصحف على إبرازه. ومُنح جائزة الدولة التقديرية في الأدب.

توفي يوم الأربعاء ١٥ جمادى الآخرة، ١٨ أيار (مايو).



عبدالله بن خميس (خطه وتوقيعه)



عبدالله بن خميس مؤسس صحيفة الجزيرة

ومماكتب فيه وفي أدبه:

أدباؤنا الرواد: الشيخ عبدالله بن خميس/ سعد بن خلف العفنان.

عبدالله بن خميس في حوار تلفزيوني وتوثيقي/ عبدالرحمن الشبيلي.

عبدالله بن خميس: قراءات وشهادات/ مؤسسة الجزيرة للصحافة.

عبدالله بن خميس ناثرًا/ هيا بنت عبدالرحمن السمهري (رسالة ماجستير من جامعة الإمام).

شعر عبدالله بن خميس: دراسة فنية موضوعية/ هيا بنت عبدالرحمن السمهري. وله مؤلفات عديدة، منها: الأدب الشعبي في جزيرة العرب، أهازيج الحرب أو شعر العرضة، تاريخ اليمامة: مغاني الديار ومالها من أخبار وآثار (٧ مج)، الدرعية، الديوان الثاني، راشد الخداوي: حياته — شعره — مكمه — فلسفته — نوادره — حسابه الفلكي، الشوارد (٣ جه)، شؤون وشجون من واقع حياتي، على ربي اليمامة: إصدار من الجزيرة العربية، فواتح الجزيرة، المجاز بين

اليمامة والحجاز، المعجم الجغرافي للمملكة العربية السعودية: معجم اليمامة (٢ مج)، معجم أودية الجزيرة، معجم جبال الجزيرة (عدة أجزاء)، من القائل: أسئلة وأجوبة في الشعر والحكم والأمثال (٤ جه)، وله مؤلفات أحرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالله محمد خير = عبدالله عبدالله محمد خير

عبدالله بن محمد الدويش (۱۳۷۳ – ۱۶۰۹ه = ۱۹۰۶ – ۱۹۸۹م)

محدِّث، مدرِّس للعلوم الشرعية.

ولد في الزلفي بالسعودية، وسكن بريدة. أخذ عن شيوخ العلم، منهم صالح بن أحمد الخريصي، وعبدالله بن محمد بن حميد، ومحمد بن صالح المطوع. تصدّر لتدريس العلوم الشرعية منذ عام ١٣٩٥هـ حتى وفاته، حيث كانت له حلقات علم في عدة مساجد، وتخرّج عليه كثيرون، وخاصة في الحديث الشريف، فقد كان حافظًا لكثير من المتون، وخاصة متون كتب الحديث، منها الأمهات الست. ويذكر أن الشيخ الألباني قال له: أنت أحفظنا ونحن أجرؤ منك! وكان معرضًا عن الدنيا، لا يشغله شيء عن العلم والعبادة. ولم يكن يزاول التجارة بنفسه، بل يوكل من يبيع ويشتري له. وكان يحج كل سنة، ويقضى رمضان كله في المسجد الحرام، ومواظبًا على جميع صيام النفل، وكان من دأبه قيام الليل. توفي مساء السبت ۲۸ شوال.

(۱) موسوعة الشخصيات السعودية ص ۱۹ ، شخصيات في ذاكرة الوطن ص ۲۸ ، شخصيات في الذاكرة ۱۶۳/۱، في ذاكرة الوطن ص ۲۸ ، شخصيات في الذاكرة ۱۶۹/۱، معجم شهود العصر ۱۶۹/۱، الموسوعة الأدبية ۵۱ ، دليل الكاتب الكتاب والمؤلفين في السعودية ص ۱۰ ، دليل الكاتب السعودي ص ۱۷ ، العربية نت (۱۳/۲/۱۸ هـ)، وصورة الجريدة من موقع (الدار لتجارة العملات والتحف)، وخطابه مع توقيعه من موقع عبدالله بن زيد آل محمود، وخطه وتوقيعه (الآخر) من كتاب: مكتبة الملك فيصل الخاصة.

ومن كتبه: إرسال الريح القاصف على من أجاز فوائد المصارف، الألفاظ الموضحات لأخطاء دلائل الخيرات، تنبيه القاري لتقوية ما ضعفه الألباني؛ يليه: تنبيه القاري لتضعيف ما قوّاه الألباني، التوضيح المفيد لشرح مسائل كتاب التوحيد، دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن، الزوائد على مسائل الجاهلية، المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال، التنبيهات النقيات على ما جاء في أمانة مؤتمر الشيخ محمد بن عبدالوهاب، الكلمات المفيدة على تاريخ المدينة، البشائر بنصرة الإسلام، وله مؤلفات أخرى البشائر بنصرة الإسلام، وله مؤلفات أخرى في (تكملة معجم المؤلفين)(١).



عبدالله بن محمد الرجراجي (۱۳۲۱ – ۱۳۹۹ه = ۱۹۰۳ – ۱۹۷۸م) مکتبي مفهرس.



(٢) مجلة الحكمة (صفر ١٤٤٨هـ) ص٥٥، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٥٥ (ط٢)، من أعلام القرن الرابع عشر ١٩٠٥ (ووردت وفاته في هذا المصدر الثاني ١٤٠٨م، وهو خطأ)، علماء نجد ١٤/ ٢٨٦، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٥٥ (ط٢)، عاشوا أيتامًا ١٠٩٨.

ولد في الرباط، تعلم في مدرسة مولاي يوسف، عيِّن موظفًا بالخزانة العامة، واهتم بعمله فأصبح بمرور الوقت رائدًا في علم الوثائق والمكتبات ببلده، وقد تعلم من المكتبيين الفرنسيين في الخزانة، وعلى رأسهم ليفي بروفسنال، ففهرس ووثَّق مع آخرين، وشجع الطلاب على القراءة والمطالعة، وعيِّن بعد الاستقلال مفتشًا للخزائن المغربية ومحافظًا للخزانة العامة. من آثاره: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة برباط الفتح (المغرب الأقصى): القسم الثاني ١٩٢١ – (المغرب الأقصى): القسم الثاني ١٩٢١ –

عبدالله بن محمد بن رخوان الشراري ( عبد الله بن محمد بن رخوان الشراري ( حبد المؤلفين ) ( تكملة معجم المؤلفين )

عبدالله بن محمد الرديني (١٣٦٥ - ١٩١١ه = ١٩٤٥ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن محمد الرشود (۱۳۹۳ – ۱۶۲۱ه = ۱۹۷۳ – ۲۰۰۰م) فقیه حرکی.



من مواليد مدينة الأفلاج بالسعودية. حصل على إجازة من جامعة الإمام بالرياض، ورفض منصب القضاء تورعًا، فدرَّس في المعهد العلمي بمحافظة النماص،

(١) معلمة المغرب ١٣/٨٤١٤.

ثم في معهد القويعية، انتقل بعدها إلى الرياض، ثم استقال من التدريس ليتفرغ للدعوة، واعتقل مرات، حيث كان من أعضاء تنظيم القاعدة، ومفتي التنظيم في بلده، ولذلك كان مطلوبًا. هاجر إلى العراق أثناء الاحتلال الأمريكي لها، وانضم إلى تنظيم القاعدة هناك، وقتل في شهر ربيع الآخر(٢).

عبدالله بن محمد رشید الخالدي (۱۳۰۵ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۰۰م) لغوی محقق.



ولادته في بيروت، استقرَّ بدمشق وأجيز من جامعتها بالشريعة، ثم حصل على الدكتوراه في الأدب الفارسي من جامعة طهران. عمل في المحكمة الشرعية ببيروت، ودرَّس الفارسية في الجامعة اللبنانية، وكان عضو مجلس الأمناء في الأوقاف الخاصة بالمركز الإسلامي للتربية هناك.

له: شذرات في مادة النظم الإسلامية، مفتاح اللغة الفارسية، الكافي في اللغة الفارسية، المورد العذب في بعض الكلام الدخيل على كلام العرب.

وترجم كتبًا عن الفارسية، كما ترجم مع آخرين «الخطبة الشامية» للنورسي. وحقق كتبًا في التراث، منها: التراتيب الإدارية لعبدالحي الكتابي، مكاشفة القلوب في معاملة علام الغيوب، إصلاح المحتمع

(٢) ملتقى حضرموت للحوار العربي ٢٠٠٥/٥/١٢م (أو ٥/١٢/٥، ٢٠٥٩).

للبيحاني، اللباب من كتاب العلم وآداب العالم، المستخلص من كتاب العلم للإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، موسوعة مصطلحات الموضوعات في سفينة الراغب ودفينة المطالب/ رفيق العجم (تحقيق مع علي دحروج)، تفسير ابن جزي (التسهيل لعلوم التنزيل)، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي (ترجمة النصوص الفارسية)، موسوعة مصطلحات عامع العلوم الملقب بدستور العلماء لأحمد نكري (ترجمة النصوص الفارسية).



عبدالله محمد الريماوي (۱۳۳۹ – ۱۹۲۰هـ = ۱۹۲۰ – ۱۹۸۰م) صحفي سياسي قومي وزير.



ولد في بلدة «بيت ريما» من قرى الضفة الغربية التابعة لرام الله، تلقى دراسته في القدس، وتابعها في الجامعة الأمريكية ببيروت، فحاز شهادة العلوم، ثم درس

(٣) موسوعيون وموسوعات ص٢٤، مدونته على الشبكة العالمية للمعلومات (١٤٣٦هـ)، علماء دمشق وأعيانحا ص٥٢٦ه مع إضافات.

المحاماة، ونال شهادتي الدبلوم في القانون

والعلوم أيضًا. عمل مدرسًا ومحاميًا ومديرًا للتوجيه الوطني في «الهيئة العربية العليا» بالقدس، وانضم إلى فصائل القائد عبدالقادر الحسيني. في أواحر عام ١٣٧٠هـ تولى رئاسة تحرير جريدة «فلسطين»، ثم أصدر مع زميله عبدالله نعواس جريدة «البعث» التي كانت ذا صلة بجريدة «البعث» الدمشقية وحزب البعث الاشتراكي. اعتقل مدة أشهر، ونجح عضوًا في البرلمان الأردني وهو في السجن، وانتخب عام ١٣٩٠ه أمينًا عامًا لاتحاد المحامين العرب. وقد حصل على الماجستير في القانون، وأخذ يهيء لنيل الدكتوراه من جامعة القاهرة، واختار القانون الدولي لأطروحته، لكنه مات قبل حصوله عليها. شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في حكومة سليمان النابلسي، وكان عضوًا في المحلس الوطني الاستشاري، وقد توفي وهو يلقى كلمة في قاعة المحلس. وكان أحد قادة حزب البعث.



عبدالله الريماوي تولى رئاسة تحرير جريدة (فلسطين)

كتبه: المنطق الثوري، القومية والوحدة في الحركة القومية العربية الحديثة، المنطق الثورى للحركة العربية الحديثة، الحركة العربية الواحدة، البيان القومي الثوري: القضية العربية المعاصرة (٢ ج)، الإقليمية الجديدة:

من وحي النكستين، الثورة العربية، موسوعة الوعى العقائدي، استرداد أجزاء الوطن السليبة، البيان القومي الثوري: أساس مقترح لمشروع الحركة العربية، القومية: بحث نظري، الاشتراكية الديمقراطية العربية، الرسالة الحضارية العربية، مبادئ الطبيعة العامة، مبادئ علم الحساب، الحساب المنطقى الحديث(١).

عبدالله بن محمد الزاحم (.071-77312=1791-7..74) إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف.



ولد في بلدة القصب بالوشم. انتقل إلى الرياض وتخرج في كلية الشريعة، التحق بمعهد الإدارة للتعرف على الأعمال الإدارية التي ستساعده كقاض، واتجه إلى ناحية العلوم يبحث فيها ويطالع ويناقش. عيِّن رئيسًا للمحكمة الكبرى بمدينة حائل، ثم مساعدًا لرئيس محكمة المدينة المنورة وإمامًا وخطيبًا بالمسجد النبوي الشريف. من شيوخه عمه عبدالله بن عبدالوهاب، عبدالرحمن بن يوسف الإفريقي، محمد الأمين الشنقيطي. مات يوم السبت (٣) ذي القعدة، الموافق ل(٦) كانون الثاني (يناير).



عبدالله بن محمد الزاحم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف

من آثاره العلمية: موجز الكلام عن مكانة المدينة والمسجد النبوي في الإسلام، خطب الجمع والأعياد ألقيت على منبر حير العباد صلى الله عليه وسلم (خرج آياتها وأحاديثها عبدالقادر حبيب الله السندي، ٢ مج من أصل ٥ مج)، فضل العلم والقضاء (خ)، قضاة المدينة المنورة من عام ٩٦٣ - ١٤١٨ه (٢ مج)، رسالة في التوحيد: عقيدة أهل السنة والجماعة(٢).

عبدالله بن محمد الزمزمي (0171-77312=0191-7.17) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن محمد السرحي (۱۳۱۸ – ۱۶۰۹هـ = ۱۹۰۰ – ۱۹۸۹م) قاض، من علماء الزيدية.



ولد بصنعاء. درَس فنون العلم بجامع صنعاء وجامع الروضة. ثم درَّس بمدرسة دار العلوم بصنعاء ودرَّس أولاد الإمام يحيى حميد

(۲) عكاظ ع ۱۳۲۸۲ (۱۲/۲۲/۱۱/۶هـ)، الرياض (بالتاريخ السابق)، موسوعة أسبار ٢/ ٧٥٩، ومقدمة طويلة له في مُقدمة كتابه «قضاة المدينة»، شخصيات من ذاكرة الوطن ص٢٩٣، فقد ورثاء ص١١١٠

<sup>(</sup>١) الموسوعة الصحفية العربية ١/ ٩٥، موسوعة أعلام الفكر العربي ص٤٢٠، موسوعة أعلام فلسطين ٥/ ٥٥، من هو ٦/ ١٩١.

الدين، وكان شيخ العربية في وقته، وتخرَّج عليه علماء كثيرون. وكان قوي الحافظة؛ عمل في محكمة الاستئناف الشرعية، وتولى نظارة الوصايا مدة، ووصف بالرزانة والعفاف والنزاهة ومكارم الأخلاق. توفي شهر ذي القعدة.

وقفت له على كتاب بعنوان: تيسير المرام في مسائل الأحكام للباحثين والحكام (بالاشتراك مع قاسم بن إبراهيم وعلي بن عبدالله الآنسي)، وله مجموع رسائل وأبحاث مخطوطة بمكتبة ورثته (۱).

عبدالله محمد السنباني (۱۳۵٤ - ۱٤۲۰ه = ۱۹۳۵ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله محمد الشارخ (۱۳۳۲ - ۱۳۹۱ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۷۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن محمد الشهراني (۰۰۰ - ۱۹۳۶ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله محمد الشيتي (۱۳۵۳ - ۱۶۱۹ه = ۱۹۳۴ - ۱۹۹۹م) کاتب وصحفی ساخر.



ولد في حيفا. درس الابتدائية هناك،

(١) أعلام المؤلفين الزيدية ص٦١٨، هجر العلم ٣/ ١٧٤٤، معجم البلدان والقبائل اليمنية ١/ ٧٨٥، المسلسلات في الإجازات ٢/ ٤٩٥.

وحصل على الثانوية العامة من دمشق. عمل في البلدية وفي الأحوال المدنية ودرَّس، اتجه إلى الصحافة وأدار جريدة "الأيام" الدمشقية حتى عام ١٣٨٣ه. كما عمل مديرًا لتحرير مجلة "أضواء الكويت"، ثم مديرًا لتحرير مجلة "النهضة" الكويتية، وحرر في العديد من الصحف العربية. قام بأعمال دولة عمان لمدة (٣) سنوات في بيروت مع الإمام غالب بن علي ضد العدو البريطاني. وكانت له نشاطات كثيرة في أجهزة الإعلام الخليجية والكويتية عضوا في أكثر من جمعية أدبية، وحضر عضوا في أكثر من جمعية أدبية، وحضر العديد من المؤتمرات الثقافية. توفي في شهر العديد من المؤتمرات الثقافية. توفي في شهر أيار.

صدر فيه كتاب بعنوان: عبدالله الشيتي على كرسي الاعتراف/ أحمد أبو سيدو (وفيه ترجمة له بقلمه).

وله مؤلفات مطبوعة، منها: القديسة العارية (قصص)، جدار العار وقصص أخرى، في معركة الحرية، أوراق الغربة: صرخة في أدب الوجدان، الابتسامة مهنتي، الحقد المقدس (مسرحية)، معجزة العراق، مذكرات صائمة، أحمد الصافي النجفي: رحلة العمر، البحرين كما رأيناها (بالاشتراك مع عدنان مراد)(٢).



من سلا بالمغرب، وبما تعلم على شيوخها، وتخرَّج من معهد كينيون الزراعي بباريس مهندسًا فلاحًا، عاد ليعمل في التنمية الزراعية، وأسَّس مركز تحديث الفلاحة، أسند إليه منصب مندوب الصدر الأعظم في الشؤون الاقتصادية والفلاحية والتجارية، لكنه أقيل من قبل المحتل، وبعد الاستقلال عيّن عضوًا بالمحلس الوطني الاستشاري، وبعد حلَّه عاد إلى سلا ليؤسس الخزانة العلمية الصبيحية، التي احتوت على خزانة الكتب العامرة التي حبسها والده على الباحثين والطلبة عمومًا، وتخلى عن أعماله الزراعية ليتفرغ لهذه المكتبة ويسيرها ويغنيها بعدد وافر من المطبوعات التي اقتناها أو أوقفها علماء المدينة على هذه الخزانة، وقد امتلأت رحابها بالباحثين من مختلف الجهات، وأوردت ترجمته لفضله في ذلك. مات بالمدينة المنورة بعد أداء المناسك، يوم الجمعة ٨ شعبان(٣).



عبدالله الصبيحي مؤسس الخزانة العلمية الصبيحية

(۲) موسوعة كتاب فلسطين ص٢٨٨، معجم الجرائد السورية ص٤٢٥، غاب تحت الثرى ص١١٩، الندوة ع ١٣٤٢٦ (١٩٤//١٢٤١هـ), دليل كتاب فلسطين ص١٣٤، الموسوعة الموجزة ٥/ ١٢٤، أعضاء اتحاد الكتاب العرب ص٢٧٢، موسوعة أعلام سورية ٣/ ٧٤، من أعلام الفكر والأدب في فلسطين ص٤٤٠.

عبدالله بن محمد الصبيحي (١٣٣٢ - ١٤١٦ه = ١٩١٤ – ١٩٩٥م)

مكتبي إداري، مهندس زراعي.

(٣) معلمة المغرب ١٦/ ٥٤٩٢.

عبدالله بن محمد الصديق الغماري (م. ١٣٢٨ - ١٤١٣ هـ ١٩٩٠م) عالم وباحث محقق، محدِّث متكلِّم.





عبدالله محمد الصديق الغماري شابًا..ثم شيخًا

ولد في طنجة، تلقى تعليمه بالزاوية الصديقية، وأخذ علومه عن شقيقه أحمد وغيره، ثم درس بجامعة القرويين في فاس، وظهر هناك نبوغه العلمي، وقد ألف في تلك المدة شرحًا للأجرومية اعتبر أوسع شروحها! عاد إلى طنجة ليدرس على والده، ثم انتسب إلى الأزهر بمصر، وأخذ عن علمائها والواردين إليها، وحصل منها على الشهادة العالية، مع إجازات من علماء. ودرَّس بالأزهر تطوعًا، ثم عيِّن مفتشًا على الدروس من قبل وزارة الأوقاف، وكان ذا نشاط علمي واسع هناك، يؤلف ويجيب عن الأسئلة، ويكتب في الجلات، وامتُحن هناك وسُجن، عاد إلى طنجة بعد إقامة طويلة بمصر، وصار خطيبًا بالزاوية الصديقية، ومدرِّسًا للعلوم الشرعية، وقصده طلبة العلم من الأفارقة.

وكان عالمًا فريدًا من نوعه، محيطًا بأنواع العلوم والمذاهب الفقهية والعقائد، دقيق الاستنباط، وانفرد بمسائل واجتهادات... وبرز في علوم الحديث خاصة، حيث كان يستظهر أكثر من عشرة آلاف حديث مع أسانيدها ومعرفة رجالها. ومات ظهر يوم الخميس ١٩ شعبان.

صری فیسی الرح علی (الآب) فی ومبیان بعض تدلیسی وخیانت المی الفضل عیرالد بمن مخدبن الصدید الغلام

نصلة التي نا طيم الاين الا

عبدالله الصديق الغماري (خطه)، ثم خطه توقيعه

ومماكتب في علمه:

الاجتهاد الفقهي عند الحافظ عبدالله بن الصديق الغماري الحسني/ عبدالله الجباري (أصله رسالة دكتوراه قدمت إلى جامعة محمد الخامس عام ١٤٣٠هـ).

الشيخ الإمام عبدالله صديق الغماري وجهوده في التفسير وعلوم القرآن/ وائل محمد أحمد (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر، ١٤٢٧هـ).

ومن تآليفه المطبوعة: عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام، القول المسموع في بيان الهجر الممنوع، تمام المنة ببيان الخصال الموجبة للجنة، الحاوي في فتاوى الحافظ أبي الفضل عبدالله الصديق الغماري، الأربعين الغمارية في شكر النعم، بدع التفاسير، فضائل النبي في القرآن، النفحة الإلهية في الصلاة على خير البرية،

الإحسان في تعقب الإتقان للسيوطي، حسن التفهم والدرك لمسألة الترك.

ومن تحقيقاته: مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه للسيوطي، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشهورة على الألسنة للسخاوي، بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر، الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب الحنبلي. وله مؤلفات وتحقيقات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

#### عبدالله بن محمد الصويعي (۱۳۶۹ – ۱۶۱۶ه = ۱۹۳۰ – ۱۹۹۶م) عالم داعية مصنّف.

ولادته في مدينة صرمان بليبيا. تعلَّم في زوايا ومساجد طرابلس، وحصل على الماجستير في علوم القرآن من جامعة الفاتح على كبر، وعمل موجهًا تربويًا، ومديرًا عامًا للتعليم الديني على مستوى القطر، كما عمل معدًا ومصححًا لنشرة الأخبار في إذاعة صوت الوطن العربي الكبير. وكانت له حلقات وبرامج دينية مسجلة في إذاعة القرآن الكريم، وفي إذاعات دولية. عضو اللجنة الدائمة لمراجعة وإعداد المصاحف، ونائب الأمين العام وخبير أول في حفظ القرآن وتفسيره، ودرَّس في كلية الآداب بجامعة السابع من أبريل بالزاوية، وكلية الدعوة الإسلامية، ومعهد النفط للتدريب والتأهيل، وشارك في الوعظ والإرشاد في جنوب إفريقيا، والفلبين، ورواندا، وغيرها. وأوفد من قبل جمعية الدعوة الإسلامية العالمية إلى جهات عديدة في العالم، وتخرَّج عليه طلبة كثيرون. وفي أواخر عمره قدم أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة محمد الخامس بالمغرب، لكن المنية عاجلته

(۱) معلمة المغرب ۱٦/ ٥٢٢، صديقون/ المختار التمسماني ص ٧٦، معجم المعاجم والمشيخات ٣/ ٧٩، حصول التهاني ١/ ٤٣، ٢/ ٢٩٣.

قبل مناقشتها، حيث توفي يوم الجمعة ١٩ رمضان، الأول من مارس.

وترك مؤلفات عديدة، لم يطبع منها سوى كتاب واحد، وكتب منهجية، وله بحوث على هيئة رسائل لم تطبع كذلك.

كتابه المطبوع: اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه (أصله رسالة ماجستير).

ومن كتبه المخطوطة: هذا هو القرآن: فضله - خطره - تاريخه - من خلال السنة الشريفة والآثار الصحيحة والأقوال المروية، دلالات آيات وسور في القرآن الكريم (٤ جـ)، أسباب النزول (٣ جـ) وهو مفقود، القرآن الكريم: التاريخ والأهمية (٢ جـ، مفقود)، حديث السيرة في القرآن الكريم، هدي الإسلام في تآلف وحبّ، أحكام وأذان وإقامة الصلاة، أحكام العبادات في الإسلام، فقه الهجرة في الكتاب والسنة، أحكام المسجد في

الإسلام (مفقود)، أحكام الصيام والزكاة (مفقود). ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).



ولد في شيراز. درس في النجف وأجيز بالاجتهاد من هناك، استقلَّ بالبحث والتدريس وتخرج عليه جمع من فقهاء الشيعة. سكن مشهد بإيران وصار بيته ندوة علمية، وله مقلدون. أسَّس في النجف مدرسة دينية تعرف باسمه. توفي ليلة الخميس الأول من محرم.

طُبع له: عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل (٤ مج)، حاشية العروة الوثقى، رسالة في أجرة الواجب، الدرر البيض في منجزات المريض، ذحيرة الصالحين، كتاب

## سب التدا ترحن الترحيم

بلی وقتید در فضالترف ترف لودیم رساله ار لزطرف معظم ار در ماسنی سوالا ان ای اصره سنت رسی وعلادا عدم به مقدیات و تا سیدآن را مو د ند ، در نظر حقیرهم منو ید و معدی است واقرال ایم ۲۲ دورتسره /۱۰۲۱ه رسیدار و لا

عبدالله الشيرازي (ختمه، وربما خطه)

عبدالله بن محمد الضالع (۲۰۰۰ - ۱٤٣٠ ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن محمد طاهر الشيرازي (محمد طاهر الشيرازي (م.٩١٩ – ١٩٨١ – ١٩٨٤) فقيه شيعي محتهد.

(١) ترجمته من مقدمة كتابه المطبوع (اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه).

القضاء (٢ مج)، الاحتجاجات العشرة، أحكام الحج والعمرة، إزاحة الشبهات في الشك في الركعات.

والمخطوطة: غاية المنية في أحكام الوقت والقبلة، حاشية كفاية الأصول، الإمام والشميعة، حجاب المرأة على ضوء الإسلام(٢).

(٢) المرجعية الدينية ومراجع الإمامية ص١٧٣، معجم رجال الفكر والأدب في النجف ٢/ ٧٨٢، المنتخب من أعلام الفكر ص٠٢٨، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٣٢٨. ورسمه وختمه من منتديات (أبو الفضل العباس).

عبدالله محمد الطُّوخي (۱۳۲۵ – ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۰۱م) کاتب قصصــــي ومســـرحي، صحـــفي شيوعي.



ولد في ميت خميس بمحافظة الدقهلية. حصل على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة. اشتغل بالمحاماة مدة قُبض عليه خلالها وأدخل السجن سنتين، لانتمائه إلى تنظيم شيوعي، وكان معاديًا للإخوان المسلمين في كل شيء. عاد إلى المحاماة ثم اليوسف. سجل رحلة قام بما على مركب من القاهرة إلى أسوان. وله مذكرات في كتابه «عينان على الطريق»، وتقع في (٥) كتابه «عينان على الطريق»، وتقع في (٥) أجزاء. يقول عن منهجه في الحياة، وهو: أجزاء. يقول عن منهجه في الحياة، وهو: الإخلاص في الحب، والإخلاص في الفن. الإنسانية هي مذهبي، والفن هو سلاحي، الإنسانية هي مذهبي، والفن هو سلاحي، وهو متعتي وعذابي أيضًا».

نال جائزة القصة من وزارة الثقافة، وتُرجمت بعض أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية. مات في ٣ ذي الحجة، ٢٦ شباط (فبراير).

من قصصه: في ضوء القمر، النمل الأسود، ابن العالم، بحر الذنوب، رحلة الأيام الأولى، ابتسامة الرجل الكثيب، محاكمة فأر.

ومن الروايات: النهر، العودة للحياة، نبع الينابيع، فجر الزمن القديم، عينان على الطريق، رباعية النهر: أربع رحلات في نهر النيل.

ومن المسرحيات: طيور الحب، المرأة التي تكلم نفسها كثيرًا، المشخصانية، الطفل

المعجزة، مؤلفات عبدالله الطوحى (٣مج أو أكثر).

وكتب أخرى أوردتما له في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(۱)</sup>.

عبدالله بن محمد العاطفي التنكي (١٣٧٠ - ١٩٠١هـ = ١٩٥٠ - ٢٠١١م) فقيه أديب.



ولد في قرية تَسْمْكُوت بنواحي مدينة تارودانت المغربية، أخذ العلوم الفقهية والنحوية عن والده، وتنقل بين عدد من المدارس، وعدد من الوظائف، ودرَّس في المساجد، كما عمل محررًا ومذيعًا بإذاعة جهوية في أغادير، وعمل في محكمة ابتدائية، ونظم الشعر، فهو من الفقهاء الأدباء. وكان أمازيغيًا، مناهضًا للتطرف الأمازيغي. توفي يوم ١٤ جمادي الآخرة، ۱۷ مایو.

كتب بحوتًا فقهية، وله رسائل ومقالات ومنظومات هزلية وجدية، إضافة إلى مقالات نقدية متنوعة. وله ديوان «آمال وآلام» يضمُّ حوالي (٤٣٩٠) بيت<sup>(۱)</sup>.

#### عبدالله بن محمد العبيد (7471 - 4.31a = 77P1 - 44P19)(تكملة معجم المؤلفين)

(١) أعلام الأدب العربي المعاصر ٢/ ٨٤٦، موسوعة أعلام مصر ص٣١٦، معجم الروائيين العرب ص٢٧٥، الرياض ٨/٣/٨ - ٢٠٠١/٣٨ هـ، الأهرام ع ١٧٢١ (١٤٢١/١٢/٤هـ)، المسرح ع ١٥٨ (يناير ٢٠٠٢م) ص١٠٠٠) الموسوعة الحرة ١١٠/١/١٥م.

(٢) وفيات المثقفين ص٧٠، موقع الألوكة (إثر وفاته)، صحيفة التراث السوسي ٢٢ مايو ٢٠١١م (موقع).

عبدالله محمد العتيبي (۲۲۱۱ - ۱۹۶۱ - ۹۱۶۱۰ - ۹۴۱۱م) أديب شاعر باحث.



تلقى دراساته الأولى في الكويت، وتخرج من كلية الآداب بجامعة القاهرة حاصلًا على درجتي الماجستير والدكتوراه، مارس التدريس بالمدارس، ثم بجامعة الكويت، وصار عميد كلية الآداب بالوكالة، وكان عضوًا في مجلس إدارة رابطة الأدباء وأمينًا لسرها، وعضو لجنة التخطيط الشامل للثقافة العربية، وعضو لجنة جوائز الدولة، وترأس تحرير «المحلة العربية للعلوم الإنسانية» وعمل نائبًا لرئيس محلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، وظلَّ في هذا المنصب حتى وفاته يوم ١٤ شعبان، ١٥ يناير. كتب الشعر الفصيح، والشعر الغنائي بالفصحي والعامية، كما كتب الأغابى الطويلة والملاحم والأوبريتات التي تعتمد على استلهام التراث الفني الشعبي الكويتي والانتماء العربي.

- . نائب رئيس مملي ادارة ولحال الانبياد كالوبث ونعاكدناء ٠ ١ ربرية (( إِنَا كُلُوبَ ١٩٩١ . عَضِو اللَّيْنَةُ الْعَلِيلَ لَلْعَاكِ
- · ١٦ ( أعل كلرت ١٩٩٢. الفشة . در دو محورة الصابيع مد ١٩٩٤ . . عضو محلم الموادارة المع العادل العقوم المرسيفية

#### عبدالله العتيبي (خطه)

وصدر فيه كتاب: شعر عبدالله العتيبي: دراسة موضوعية وفنية/ توفيق الفيل. وله كتب، منها: ديوانه مزار الحلم، شعر السلم في العصر الجاهلي (أصله ماجستير)، الحرب والسلام في الشعر العربي من صدر الإسلام إلى العهد الأموي (أصله دكتوراه)،

دراسات في الشعر الشعبي الكويتي، من أغاني الوطن: المقاومة والتحرير، ديوان أنا الكويت.



عبدالله العتيبي رأس تحرير «المجلة العربية للعلوم الإنسانية»

وله من الملاحم: صدى التاريخ، مواكب الفداء، الخطوة المباركة، حديث الشعر، قوافل الأيام، أنا الآتي، الزمان العربي. وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).

عبدالله بن محمد العجلان (0071 - . 4312 = 2461 - 6 . . 74) فقيه وتربوي إداري إسلامي.



ولد في "البرّة" من قرى نجد. حصل على الماجستير من المعهد العالى للقضاء، والدكتوراه من جامعة الأزهر، ودرس على

(٣) قاموس تراجم الشخصيات الكويتية ص٢٠٠، معجم البابطين ٣/ ٣٤٠، آفاق الثقافة والتراث ع ٨ ص١١٦، الفيصل ع ٢٢٠ (شوال ١٤١٥هـ) ص١٢٠ أعلام الشعر

علماء، منهم المفتيان محمد بن إبراهيم وعبدالعزيز بن باز، ثم درَّس، وعمل مديرًا للتعليم، فأمينًا عامًا للكليات والمعاهد في رئاسة تعليم البنات، ثم وكيلًا لرئيسها، ثم كان عضوًا في مجلس الشورى، وشارك في عدد من المؤتمرات والندوات، وإلقاء تعفي يوم الأحد ٢٨ محرم، ٢٤ يناير. توفي يوم الأحد ٢٨ محرم، ٢٤ يناير. شارك في تأليف كتب دراسية، منها: مقرر التوحيد والفقه والحديث والتفسير مقرر التوحيد والفقه والحديث والتفسير بالمشاركة مع آخرين.

وله كتاب مطبوع عنوانه: حركة التجديد والإصلاح في نجد في العصر الحديث. ورسالته في الماجستير: التكافل الاجتماعي في الإسلام.

وفي الدكــتوراه: التقلــيد وأثــره في حــياة المسلمين(١).

#### عبدالله محمد العزب (۱۳۲۹ – ۱۶۰۹ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۸۹م) ضابط فقیه.



ولد في معان بالأردن. تلقّى علومه الأولية في الشام. من شيوخه أحمد الدباغ، محمد الخضر الشنقيطي. مُنح إجازة عامة في العلوم الشرعية، وفي الحديث النبوي الشريف، وعمل إمامًا لمسجد معان الكبير، ومفتيًا عامًا للمدينة منذ عام ١٣٥٩ه، أول مفت للقوات المسلحة عام ١٣٦٤ه، وأسّس بها

(۱) موسوعة أسبار ۲/ ۲۹۱، الرياض ع ۱٤٨٢٩
 (۳)/۲/۳) ها، غاب تحت الثرى أحباء قلبي ص٩١٠.

دائرة الإفتاء. وكان يشارك في المعارك، ومعه المرشدون. أحيل على التقاعد وهو برتبة لواء عام ١٣٩٢هـ. وقد شارك في العديد من المناظرات والندوات العلمية. توفي يوم الاثنين ٢ ذي القعدة، ٥ أيار (١).

#### عبدالله محمد عطية (١٣٥١ - ١٤١٦ه = ١٩٣٢ - ١٩٩٥م) ثقافي تربوي، شاعر، حزبي.



ولد في مدينة زبيد باليمن، وتلقى معارفه على علمائها، وتابع دراسته في اللغة العربية والعلوم الشرعية، ثم درَّس، وعمل مديرًا ومشرفًا على مدراس قضاء زبيد، ومديرًا للمركز التعليمي بها، وكان عضوًا في العديد من الجمعيات والمجالس، منها لجنة الوحدة بين شطري اليمن (المؤتمر الشعبي العام)، الذي شارك في تأسيسه، ورأس فرعه في اللذي شارك في تأسيسه، ورأس فرعه في التأسيسة لصياغة الدستور الدائم، وحصل زبيد حتى وفاته. وكان عضوًا في اللجنة التأسيسة لصياغة الدستور الدائم، وحصل التأسيسة لمن وزير في وزارة التربية، ونظم العديد من المؤتمرات الشعبية، كما أسهم في إنعاش الحركة الرياضية هناك، وتولَّى رئاسة نادي الصاعقة الرياضي الثقافي.

وكان ينظم الشعر، وقد ترك عدة دواوين مخطوطة، ومجموعة محاضرات وخطب أدبية وسياسية، ثم أصدرت وزارة الثقافة

(٢) منتديات معان ٢٠١٣/٧/٦م، ومثله في موقع قلعة عجلون الإخبارية. وهو عبدالله بن محمد بن علي بن هارون العزب البزايعة.

أعماله الشعرية الكاملة عام ١٤٢٥ه، في (٢٠) ه. اص) (٢٠).

عبدالله محمد علي عريف (١٣٣٥ – ١٩٧٧هـ = ١٩١٦ – ١٩٧٧م) صحفي إداري أديب.





عبدالله عريف في صورتين

ولد بمكة المكرمة، ابتعث إلى القاهرة فتخرَّج من دار العلوم. وبعد عودته عمل بديوان التفتيش بوزارة المالية، وفي عام ١٣٦٥هـ التفتيش بوزارة المالية، وفي عام ١٣٦٥هـ أسندت إليه رئاسة تحرير جريدة البلاد السعودية (صوت الحجاز سابقًا). وكان يكتب من قبل في تلك الجريدة، وفي جريدة أم القرى. وكانت أسبوعية، فتحولت في عهده إلى يومية. فهو أول من رأس جريدة يومية في بلده، وامتدت رئاسته لها إلى عام ١٣٧٥ه. ولعل بعض ما كتب كان السبب في إقصائه عن العمل الذي أحبه. ولما خلت وظيفية أمانة العاصمة في أحبه. ولما خلت وظيفية أمانة العاصمة في مكة المكرمة عينه الأمير فيصل (ولي العهد مكة المكرمة عينه الأمير فيصل (ولي العهد آنذاك) أمينًا لها، فأنجز مشروعات عديدة،

 (٣) موسوعة الأعلام للشميري، معجم البابطين لشعراء العربية مع إضافات.

وجنَّد في ذلك خبرات الخبراء وجهد العاملين، وعمل في بناء مكة المكرمة مدينة حديثة نظيفة. وتوفي في ١٢ رمضان.



عبدالله عريف كان أمينًا للعاصمة المقدسة

ومما كتب فيه: العريف صحافيًا: دراسة بعض المناحي التنويرية والفكرية في نحج عبدالله عريف/ زهير محمد جميل كتبي. ومن كتبه: رجل وعمل (ترجمة لحياة الشيخ محمد سرور الصبان وأعماله)، مكة منارة الإشعاع الإسلامي، همسات العريف (٢ مج)(١).

عبدالله بن محمد القويزاني (١٣٦٧ - ١٤٣١ هـ = ١٩٤٧ - ٢٠١٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله محمد علي المدني (١٣٥٨ – ١٣٩٧هـ = ١٩٣٩ – ١٩٧٦م) محرر صحفي.



ولد في قرية جد حفص بالبحرين، درس

(۱) أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة ص ١٣١٠ الموسوعة الأدبية الموسوعة الأدبية الموسوعة الأدبية المحصر الحديث في جزيرة العصر الحديث في جزيرة العرب ١/ ١٨٤٠ موسوعة الأدباء والكتاب السعودين ٢/ ٢٠٨٠ رجال من مكة ١/ ١٥٤٠ هوية الكاتب المكي ١٠٧٠.

على فقهاء شيعة بالنجف، وحصل من كلية الفقه على إجازة في العلوم الإسلامية واللغة العربية، عاد ودرَّس، ورأس نادي جد حفص الرياضي، عضو المجلس التأسيسي المجريني الذي وضع الدستور، أمين سر المجلس الوطني. أسَّس مجلة «المواقف» سنة المجلس ورأس تحريرها. قُتل ليلة الجمعة ١٣٩٣ ذي القعدة، ١٩ نوفمبر (٢).

عبدالله محمد عمر البنّا (۱۳۰۸ – ۱۶۰۱ه؟ = ۱۸۹۰ – ۱۹۸۱) شاعر وأديب إسلامي لغوي.



ولد في مدينة أم درمان، وفيها درس القرآن الكريم والعربية، وتخرَّج معلمًا في قسم المعلمين والقضاة بكلية غردون، ثم درَّس فيها وفي المدارس العليا، وأصبح رئيس شعبة اللغة العربية بالمدارس، وكان عضو مؤتمر الخريجين، واتحاد الأدباء، والشعراء، والمعلمين، وصاحب نشاط ثقافي واسع في الأندية والمدارس والجامعات، مع حضور في الاحتفالات الدينية والوطنية، وعُدَّ من كبار معلمي العربية والأدب الإسلامي، وأطلق عليه بعضهم في عام ١٣٤٦هـ: أمير شعراء السودان.

صدر الجزء الأول من ديوانه، تلاه الثاني بعد عقود من الزمن بتحقيق علي المك، بعنوان: ديوان البنا. وقد شطر بردة البوصيري، وخمَّس قصيدة الشهاب محمود الحلي، (٣).

- (۲) شخصیات من الخلیج ص۳۹۱. وقد تابعت محلة «المواقف» سنوات، وكانت متواضعة.
- (٣) معجم البابطين لشعراء العربية، تراجم شعراء وأدباء

عبدالله بن محمد العمران (۱۳۵۶ - ۱۶۳۰هـ = ۱۹۳۰ - ۲۰۰۹م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن محمد أبو العينين (١٣٣٩ – ١٤٢٤هـ = ١٩٣٠ – ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن محمد الغانم (۱۳۵٦ – ۱۶۳۲ه = ۱۹۳۷ – ۲۰۱۱م) تربوي ريادي.



ولد في مدينة جلاجل بالسعودية، تخرَّج في كلية الشريعة بالرياض عام ١٣٨٠هـ، وقد كفَّ بصره وهو صغير، وتعلم القراءة على طريقة برايل. عمل بعد تخرُّجه مديرًا لمعهد النور للمكفوفين، ومديرًا عاماً للتعليم الخاص، كما شغل منصب رئيس المكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين منذ إنشائه عام ١٣٩٣ه حتى عام ١٤١٥ه. وانتخب رئيسًا للاتحاد العربي لرعاية وتأهيل المعوَّقين، ونائبًا فخريًا لرئيس الوكالة الدولية للوقاية من العمى، وكان عضو مجلس المستشارين بمنظمة الصحة العالمية. وسبق أن رأس الاتحاد الدولي لشؤون المكفوفين عام ١٤٠٤هـ، وكان عضوًا دائمًا للاتحاد العالمي للمكفوفين، وقد منحته الأمم المتحدة شهادة تقدير عام ١٤٠٩ه، وكان أول كفيف عربي يقف فيها. وقد تميَّز عن زملائه بجمعه

وكتاب من السودان ص٢٥٧، مع إضافات، وصورته من منتديات رمال كرمة البلد.

بين العلوم الشرعية والعلوم الأخرى، مثل مهارات التعليم بطريقة برايل واللغة الإنجليزية. وقد عملتُ في المكتب الإقليمي الذي رأسه سنوات متعاونًا، فكان نشيطًا، صاحب كلمة، مطورًا لعمله، ومخلصًا في توصيل مساعداته للمكفوفين، ويحضر صلاة الجماعة في كل صلاة ظهر تقريبًا، ولم يعمل في مجال تخصصه الجامعي. ومما صدر له: تقرير عن أحوال المكفوفين(١).

عبدالله بن محمد فرحان (۰۰۰ - نحو ۱۶۱۳ه = ۰۰۰ - نحو ۱۹۹۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله محمد أبو فطيم (7771 - . 1316 = 3181 - . 9819) مكتبي تربوي.

ولد وعاش في مدينة تريم بحضرموت، ودرس على عدد من علمائها، ثم درَّس فيها، وعمل أمينًا لمكتبة آل الكاف بها، ومشرفًا على مكتبة آل بن سهل، ومديرًا ومدرسًا في عدد من المدارس الابتدائية في وادي حضرموت، وأسهم في عدد من الجمعيات الخيرية والاجتماعية، كما شارك في إعداد البطاقات والفهارس لمكتبة الأحقاف للمخطوطات في تريم، وتوفي يوم ١٤ ذي القعدة، ٧ يونيو.

وله أعمال مخطوطة، منها: مكتبات تريم بين الأمس واليوم، القهوة البنية في الجالس الحضرمية، خواطر ونوادر مع الشيخ حسين، قصاصات متعددة عن المكتبات وقصائد شعرية<sup>(٢)</sup>.

(١) موسوعة الشخصيات السعودية ص٤٤٣، الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرنًا/ عبدالله بن محمد الطريقي ٢١/١٢، الرياض ع ١٥٧٢٦ (١٤٣٢/٨/١٤). (٢) موسوعة الأعلام للشميري.

#### عبدالله محمد القويري (9371-71312=,781-78819) كاتب قصص ومسرحيات.



ولد في سمالوط بمصر حيث هاجرت أسرته من ليبيا إلى هناك. حصل على إجازة في الجغرافيا من جامعة القاهرة. عمل في المؤسَّسة العامة للصحافة، وزير دولة ورئيس مجلس شؤون الإعلام بحكومة اتحاد الجمهوريات العربية، أنشأ دار الوطن. شارك في لقاءات وندوات ومهرجانات أدبية عربية وعالمية، كتب في دوريات عديدة. توفي في ۱۳ رجب، ۱۷ كانون الثاني (يناير). ومماكتب فيه:

القصة في أدب عبدالله القويري/ أمين مازن. عبدالله القويري وفن القصة القصيرة/ جهاد الباز (رسالة ماجستير).

عبدالله القويري مفكر يبدع في الفن والأدب/ أحمد عطية.

دراسات في أدب عبدالله القويري/ مجموعة من الكتاب.

وله العديد من القصص والمسرحيات المخطوطة، أما المطبوعة فهي: عمر المختار، حياتهم، الفرصة والقناص، قطعة من الخبز، كلمات إلى وطني، الزيت والتمر، طاحونة الشيء المعتاد، حيط لم ينسجه عنكبوت، عندما تضج الأعماق، ستون قصة قصيرة، الشخصية الليبية، ذلك العساس، زيتونة أم عريفة. ومؤلفات أخرى له أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(٣)</sup>.

(٣) معجم الأدباء والكتاب الليبيين ١/ ٣٤٠، معجم

#### عبدالله بن محمد كُنْطابْلي (14471 - 4.316 = . 461 - 14619) مدرِّس، مفكر إسلامي إباضي.

من مواليد بني يسجن في الجزائر. تخرَّج في المعهد الخلدوني بتونس، حصَّل إجازات من قرَّاء الزيتونة، كما حصل على إجازة في الفلسفة من الجزائر العاصمة، وأخذ عن ثلة من الأساتذة والمشايخ، أبرزهم بديع الكسم (من سورية). درَّس ما ينوف على ثلث قرن في الثانويات، إلى جانب عمله بالمعهد الجابري، حيث درَّس التفسير والفكر الإسلامي. مات في ١٨ ذي القعدة، ١٥ جويليه.

ترك دراسات وأبحاثًا ومحاضرات وديوان شعر، منها: حول فرية مدن جزائرية أقيمت على قصص حب، الإسلام والتيارات الاقتصادية المعاصرة، الشباب المسلم تحاه الحضارة المعاصرة.

وله (٢٦) كتابًا مخطوطًا ومحاضرة أوردها في الطبعة الثانية عن «معجم المؤلفين المعاصرين» إن شاء الله، وهي مذكورة في المصدر أدناه(٤).

عبدالله محمد اللنقاوي (0771-37312=0091-71.74) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله محمد الموسوي (٧٥٣١ - ٢٢٤١٤ = ٨٣٩١ - ١٠٠٢٩) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن محمد نجيب سراج الدين (7371 - 7731a = 3781 - 7.,74) عالم رباني، محدِّث، مفسِّر.

القصاصين الليبيين ١/ ٣١٢، دليل المؤلفين الليبيين ص٢٣٠، الأسبوع الأدبي ع ٧٤٤ (١١/١١/١١هـ) ص ۱۲۰

(٤) معجم أعلام الإباضية ٢/ ٢٧٣.



ولد في حلب، درس على والده العالم الحدِّث، وشيوخ في المدرسة الخسروية الشرعية، منهم إبراهيم السلقيني الكبير، وفيض الله الأيوبي الكردي. أهم أثر له بعد الكتب والدروس رعايته للمدرسة الشرعية الشهيرة في محافظة حلب، هي المدرسة «الشعبانية» التي أعاد إليها الحياة, بعد أن أُغلقت ودُجحت مع مدرسة أخرى، فأنشأ جمعية التعليم الشرعى بمشاركة أهل الخير من التجار وغيرهم، ثم افتتح تبعًا لها مدرسة التعليم الشرعي «الشعبانية الجديدة»، وحافظ على مناهجها الشرعية البحتة بعيدًا عن العلوم المعاصرة، وبتَّ في العاملين والدارسين فيها روح الأمل المشرق، ونهج الحرص الشديد على إحياء سنة السلف الصالح في العلم والاستمساك به. وقد خرَّجت هذه المدرسة الشرعية أفواجًا من الشباب الدارس للعلوم الشرعية دراسة عميقة. ومن شمائله البارزة التواضع الجم، ومحبة الصالحين السابقين والمعاصرين، والالتزام بالسنة النبوية وسيرة السلف الصالح، ومذاهب العلماء، ورعاية طلبة العلم والحرص على شؤونهم، والعطف على الفقراء والمحتاجين، والحرص الشديد على أسرته وأولاده إصلاحًا وتربية. ولم يدخل في منافسات العلماء أو خصوماتهم، أو استعداء أحد منهم، حتى عُرف عنه حسن صلته بالجميع من أهل العلم دون استثناء، فكان محبوبًا منهم جميعًا، يتنون عليه، ويرجعون إليه، ويتفقون على إمامته وجلالة قدره. ولجميل صفاته وكريم أحلاقه التفت

حوله القلوب وتعلقت به نفوس العامة والخاصة، وأصبح مرجع الناس. جاور في المدينة المنورة مدة من الزمن، اعتزل فيها الناس وتفرغ للتأليف، فكان معظم ما ألفه هناك. وتوفي يوم الاثنين ٢١ ذي الحجة، الموافق ٤ آذار (مارس)

إعلام الطلبة الناجحين فيما علا من أسانيد الشيخ عبدالله سراج الدين: وهو ثبت المحدِّث المفسِّر المسند أبي النجيب عبدالله سراج الدين/ تخريج تلميذه الراوي عنه أحمد بن محمد سردار الحلبي. – حلب: دار القلم العربي، ١٤١٤ه، ٣٠٢ص. أربعون حديثًا نبويًا بأسانيد فضيلة الشيخ عبدالله سراج الدين من أربعين كتابًا/ ألفها واختارها وجمعها بأسانيدها أحمد بن محمد سردار الحلبي. – حلب: دار القلم، عمد سردار الحلبي. – حلب: دار القلم، عمد سردار الحلبي. – حلب: دار القلم،

هذا العنوان من الغلاف الخارجي، وهو في الداخل: أربعون حديثاً نبويًا بأسانيدها من أربعين كتابًا.

ومن تآليفه: الأدعية والأذكار الواردة في أثناء الليل وأطراف النهار، أدعية الصباح والمساء؛ ويليها دعوات مستجابة، الإيمان بالملائكة عليهم السلام: صفاتهم -أصنافهم، تلاوة القرآن الجيد، التقرب إلى الله تعالى: فضله - طريقه - مراتبه، الصلاة في الإسلام: منزلتها في الدين، فضائلها، آثارها، آدابها، صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أحكامها، فضائلها، فوائدها، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، الدعاء: فضله - آدابه - ما ورد في المناسبات ومختلف الأوقات، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: شمائله الحميدة - خصاله المحيدة، هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان، شرح منظومة البيقونية. وكتب أخرى له أوردتها في (تكملة معجم

المؤلفين)<sup>(١)</sup>.

عبدالله بن محمد نعمة (۱۳۳٤ - ۱۶۱۵ه = ۱۹۱۷ - ۱۹۹۶م) أديب، قاض جعفري مجتهد.



ولد في النجف. انتقل إلى جبل عامل بلبنان وهو صغير. تعلم على أيدي علماء الشيعة بالنجف، رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا بلبنان. له مقالات وبحوث نشرت في الصحف العربية وتحقيقات تاريخية.

ومن كتبه المطبوعة: أثر التشيع في الأدب العربي، سياسة الخلفاء الراشدين في الموازين النفسية، فلاسفة الشيعة: حياتهم وآراؤهم، هشام بن الحكم، مصادر نهج البلاغة، تاريخ جباع، الأدب في ظل التشيع، دليل القضاء الجعفري، الأدلة الجلية في شرح الفصول النصيرية، عقيدتنا في الخالق والنبوة والآخرة، روح التشيع، التذكرة بأصول الفقه للشيخ المفيد ملحقًا بكنز الفوائد للكراجكي (تحقيق).

ومن مخطوطاته: أحسن ما حفظت، الله والفطرة (مقالات)، أدب التصوف، في الطريق، آراء ومعتقدات، الأمواج الباكية (ديوان شعره). وله مخطوطات غيرها ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

(٢) معجم أسماء الأسر والأشخاص ص٩١٤، المنتخب

<sup>(</sup>۱) الجمتمع ع ۱٤٩٣ ص٥٦، الحج والعمرة (رجب ١٤٢٧هـ) ص٥٦، معجم المؤلفين السوريين ص٢٤٢، النور (الكويت) ع ٢٠٤ (صفر ١٤٣٣هـ) ص٧٦، مئة أوائل من حلب ١/ ١٩٩٦، معجم المعاجم ٣/ ١٨٦، موسوعة الدعاة والأئمة ٢٠٢١،

#### عبدالله بن محمد نور (۱۳۷۰ – ۱۹۲۷ه = ۱۹۰۰ – ۲۰۰۲م)



كاتب ومحرر صحفي، حداثي سابق. عرف بده بدالله بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن فراج النور.

ولد في مكة المكرمة، درس في معهد الرياض العلمي، ولم يكمل دراسته الثانوية، عمل في العديد من الدوائر الحكومية، كما عيّن مديرًا لتحرير مجلة «اليمامة»، ومديرًا لتحرير جريدة «الرياض»، ثم كان مستشارًا ثقافيًا لرجل الأعمال والأديب عبدالمقصود خوجة ولمحموعته التجارية. مد نعمةاء تغور الإسلام ١/ ٤٧٤ ، لمؤلفين)نًا لها، رأس وفد السعودية الأدبي إلى مهرجان شباب الأمة في العراق سنة ٥٠٥ ١هـ، وشارك في كتابة الأبحاث والمقالات والخواطر في الصحف والجلات، وكذلك في المحاضرات والندوات داخل بلده، وله دراسات في النقد والتراث والشعر والقصة. في لقاء معه سنة ١٤٢٣هـ قال «نعم كنت منظرًا عندما كانت الحداثة تجديدًا، وتركتها وشأنها عندما أصبحت نسفًا للثوابت جرَّاء الاندفاع غير المحسوب من نفر غير منظم، لم يستطع الصمود، نظرًا لهشاشة تنظيمه وسلوكه». ويبدو أنه اهتمَّ بأمور إسلامية من بعد، فقد أفاد في اللقاء السابق معه أن بحثه «القرآن الكريم: دلالات حروف اللغة العربية» استغرق سنوات من عمره، وعدَّه المحاور مشروع

العمر. لكنه يقول من بعد - عندما سئل عن سبب عدم نشر أعماله السابقة: "أتطلع إلى طباعتها كلها، ولأنني كنت متأثرًا جدًا بالشيخ حمد الجاسر رحمه الله، الذي لم يطبع أعماله إلا بعد سن اله ٧ عامًا، فأنا مشيت على خطاه من فرط محبتي له "! وقد مات يوم الاثنين ١٧ ربيع الآخر.

ذكرت له الكتب التالية، التي يفهم أنها ما زالت مخطوطة، وهي: إيضاح التفعيلة، بذور الثعبان الضوئية (رواية)، وجه بين حذائين (رواية)، الزكام في الذاكرة، قبيلة عنزة قبل الإسلام، لهاث الشمس، الوجود الجنسي في اللغة، الراية السعودية، مدائن (حواطر).

وصدر له بعد وفاته: القرآن الكريم: دلالات حروف اللغة العربية<sup>(۱)</sup>.

عبدالله محمد النوري (۱۳۲۱ - ۱۶۰۱ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۸۱م) عالم خطیب وکاتب داعیة.



ولد في قضاء الزبير بالعراق، ونشأ في الكويت. ختم القرآن الكريم وهو في التاسعة، ودخل دار المعلمين في بغداد، لكنه تركه وسافر مع والده إلى الكويت سنة ١٣٤١هـ، ودرس هناك على المشايخ، (١) والمعلومات السابقة من كتابه المطبوع، هوية الكاتب المكي ص١٠٩، معجم الكتاب والمولفين في السعودية ص١٤٦، دليل الكتاب السعودي ص١٤٦، دليل

وانتفع كثيرًا بالشيخ عبدالله خلف آل دحيان. عمل في التجارة، لكنه لم يوفق فيها؛ لولعه بالعلم، فواصل تعليمه مرة أخرى في المباركية حينًا، وفي الأحمدية حينًا آخر. ثم عيِّن مفتشًا للأوقاف، ومرشدًا عامًا للأئمة، فمديرًا للإذاعة الكويتية الناشئة. وفي عام ١٣٧٥هـ اتحه إلى الأعمال الحرة، وفتح مكتبًا للمحاماة. كما أنيطت به وظيفة الإمامة والخطابة في مسجد دسمان يقصر الإمارة، وكان برنامجه التلفزيوني في الرد على تساؤلات الناس من أبحح البرامج. شارك في تأسيس «جمعية المحامين الكويتية»، وسافر إلى أقطار كثيرة، وكان ذا همة ونشاط في الأعمال الخيرية، يحمل الأموال في أسفاره إلى خارج الكويت ليقدمها للجهات المحتاجة، كالمدارس الإسلامية، والمعاهد الدينية، والجمعيات والمؤسَّسات الإسلامية. وكانت صلته بالإخوان المسلمين في مصر جيدة. وكان يحب الدعابة والمرح، وبخاصة مع الخُلُّص من أصحابه، ومنظمًا غاية التنظيم في كل أموره، غيورًا على حرمات الدين، حريصًا على الالتزام بشريعة الإسلام. وكان له دور في التصدي لمشروع القوانين الوضعية التي تريد إبعاد الشريعة الإسلامية عن واقع الحياة. توفي يوم ١٢ ربيع الأول، ١٧ كانون الثابي (يناير).

وبعد وفاته أسَّس أبناؤه ومحبوه «جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية» كما أنشئت مدرسة نموذجية بأستراليا في مدينة سدني باسم مدرسة النوري.

وصدر فيه كتاب: الشيخ عبدالله النوري: حياته ومؤلفاته/ إشراف عبدالباقي وأنور عبدالله النوري.

وله مؤلفات تجاوزت العشرين كتابًا، متنوعة في موضوعاتها، منها: سألوني (ضمَّنها الأجوبة الفقهية، بما فيها من عبادات ومعاملات، ويقع في عدة أجزاء)،

من أعلام الفكر ص ٢٨١، علماء ثغور الإسلام ١/ ٤٧٤. وصورته من معجم البابطين، وفيه سنة وفاته ٤٢١ هـ؟.

يوميات زائر للشرق الأقصى أو ٣٥ يومًا في الشرق الأقصى، الدعوة الإسلامية، من غريب ما سألوني، المرأة المسلمة، العروة الوثقى: (تكلم فيه عن القرآن، النعمة الكبرى، وصلته بالعرب واللغة العربية، وإعجازه، وصلته بالحياة وقصصه.. وغير ذلك)، الرشد: مجموعة مقالات، المنبر: يحتوي على ما يزيد على مائة خطبة ألقيت في مناسبات عدة، المحمديات: مقالات

وخطب، البهائية سراب، من الكويت (ديوان شعر)، الأمثال الدارجة في الكويت، حكايات من الكويت، قطف الأزاهير: تعليقات كتبها على المنظومة المسماة (حديقة السرائر في نظم الكبائر)، قصة التعليم في الكويت من ١٣٠٠ -١٣٦٠هـ. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

## عبدالله محمد الهوني (۰۰۰ – ۱۹۸۸ ه = ۰۰۰ – ۱۹۸۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالله بن محمد يونس (3771-0.31a=7.91-0.081a)

شيخ صوفي قادري مصنف.

### ولد في قرية أبي حراز بالجزيرة في السودان،

(۱) الجحتمع ع ۱۲۹۶ (۱۲/۱۲/۱۲هـ) ص ٥٠ بقلم الشيخ عبدالله العقيل، غلاف كتابه «من غريب ما سألوني»، علماء الكويت ص١٤٧، علماء الكويت وأعلامها ص٥٧٦، أعلام الشعر في الكويت ص١٨٥ (ووفاته فيه ١٩٨٢م)، شخصيات من الخليج ص٤١٠، موقع جمعية الشيخ عبدالله النوري (ومنه سنة ولادته). وخطابه من موقع الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود.

Cable ABNOS برقاً: ابنوس والمالان د متزل ۱۹۰۹۰ تالیون (سکتب ۱۹۷۸۸ ۲۹۱۷، Abdullah Al-Nouri

Tel. ( 515590 432588 421705 P. O. Box 1145 Kuwait ۱۱/۱۱ من من الرازية ۱۱۷۲ / ۲/۲۷

صاحب القضيلة الشيخ الكريم / عبد الله بن زيسد آل محمود ٠٠٠ ٠٠ رئيس البحاكم الشرعية بقطسر المتعشرم

> السلام طبيكم ورحمة اللسه وبركاتسه ٠٠ تحية مباركة طيبة ٠٠٠

فقد وصلتني هديتكسم الشفوعة بطلهما وتسلمتها بنهدد الشمسكر - فشمكرا لكم طسي جهودكسم الموققسة ، وأرجو الله ان يديسم توفيقكسم وينفسع بعلومكسم ٠٠٠

وقسد تلوتامنع ضيسق الوقستا وكتسرة العمسل كتيكسم المتخصىن احدها ، (أحكام متود التأمين) والثاني البتضين (جواز الاقتطاف وي المستجد الى المقبره) والثالث (في بيان أمر الهسلال) ولم يمسمغني الفسراغ لقراءة ما تبقسم منها - ومسأقرأها الشسساء الليه تماليسي ٠٠

عبدالله النوري (خطاب منه)

حفظ القرآن بخلوة والده، ودرس على مشايخ، التحق بمعهد أم درمان العلمي، وسلك الطريقة القادرية في التصوف، ونظم الشعر وهـو صغير.

قام ابنه الخاتم بجمع وطبع عدد من مؤلفاته، مثل: حياة الجنان في الصلاة على سيد ولد عدنان، الدر النظيم في مدح النبي العظيم (ديوان)، الحصن الحصين في مأثور دعاء سيد المخلصين، ديوان الاجتماعيات (خ). وله أيضًا: التحفة الوفية في بعض أحوال الصوفية مع الذات العلية، الاستغاثة الكبرى<sup>(٢)</sup>.

#### عبدالله محمود أمين · · · = ? \ 1 \ 2 \ . · · ) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالله محمود سالم (... - 7731 = ... - 1... 74) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) محلة القوم ع ٥ (أغسطس ١٩٨٥م) (من موقع)، تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص٢٦٠، معجم المؤلفين السودانيين ٣٣٩/٢، مع إضافات.

عبدالله محمود شحاته (1371-77312=7781-7..79) عالم داعية مفسِّر.



ولد في قرية نادر بمركز الشهداء في المنوفية. تخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وصار عميدًا لها من بعد. وكان عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وأستاذًا متفرغًا بجامعة الأزهر. كما عمل إمامًا وخطيبًا، وأستاذًا للشريعة بعدد من الجامعات العربية، منها جامعة السلطان قابوس بعُمان، وجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دعا إلى تجديد المناهج التي يدرسها الطلاب في الأزهر من علوم دينية وقال «إنها لا تصلح لواقعنا الذي نعيشه الآن». ونادى بإصلاح منهج علماء الإسلام في العصر الحديث، حيث ظلوا لسنوات طويلة يرمون الحضارة الغربية بالفساد ولم ينظروا إلى الجوانب الإيجابية فيها .. كما دعا المسلمين إلى استرداد راية العلم والحضارة، وتميئة البيئة العلمية المناسبة لذلك، ودعا إلى تطوير الحياة الاجتماعية التي نعيشها على منهاج الكتاب والسنة... وكان زاهدًا في المناصب، حتى رفض منصب مفتى الديار المصرية، فالعلم كان عنده مقدمًا على أي نشاط آخر، وكان يرى أن المناصب تشغل الإنسان عن أن يبدع في محال عمله. وصدق. وكان من جبهة علماء الأزهر، ومن الوجوه المحببة في أوساط المصريين، وقد تمتع بسعة أفق وثقافة خصبة ومقدرة على الحوار والإقناع، كما تميز بأسلوب سهل لطيف. وكان له دور إعلامي بارز، حيث

قدم أكثر من برنامج تلفزيوني لتوضيح قضايا الدين الإسلامي، من أشهرها برنامج «ربِّ اشرح لي صدري». كما واظب قبل أيام من تدهور صحته على كتابة باب «يوميات» بجريدة الأخبار يوم الجمعة. ومات في القاهرة يوم ٩ ربيع الآخر، الموافق ٢٠ حزيران (يونيو).

ومن تصانيفه التي وقفت على عناوينها: الأشباه والنظائر في القرآن الكريم/ مقاتل بن سليمان (دراسة وتحقيق)، الإمام المصري الليث بن سعد، أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم (الأجزاء من القرآن)، تاريخ القرآن والتفسير، ترجمة القرآن (٤٦ص)، الحج والعمرة، تفسير الآيات الكونية، التفسير بين الماضي والحاضر، تفسير القرآن (عدة مجلدات، لم يتمه)، الدعوة الإسلامية والإعلام الديني، رؤية الدين الإسلامي في الحفاظ على البيئة، علوم الحديث، علوم الدين الإسلامي، علوم القرآن والتفسير، قبس من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، المرأة في الإسلام بين الماضي والحاضر، مفتاح السنة. وكتب أخرى له أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).



عبدالله المدني = عبدالله محمد علي المدنى

(۱) الشرق الأوسط ع ۸۲۰۱ (۱۰ (۲۳/٤/۱۰) اهر الرسالة (ملحق المدينة ع ۱٤۳۳/٤/۲ تاريخ ۲۳/٤/۲۰)، أهل الخير ع ۱۲ (۲۲/۲/۲۸۸)، موقع جبهة علماء الأزهر ۲۱/۸/۱۲۸.

عبدالله بن مستور المسعودي (۱۹۷۰ - ۱۹۷۹ م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله المسلمي (۲۰۰۰ - بعد ۱۳۹٦ه؟ = ۲۰۰۰ - بعد ۱۹۷۲م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله مشاري الروضان (۱۳۲۸ – ۱۶۰۰ هـ = ۱۹۱۰ – ۱۹۷۹م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالله المشد = عبدالله عبدالخالق المشد

عبدالله المشنوق = عبدالله إبراهيم المشنوق

عبدالله المطوع = عبدالله العلي المطوع

عبدالله المعرّاوي (۱۳۲۲ – ۱۹۶۳هـ = ۱۹۶۳ – ۲۰۱۳م) إعلامي.

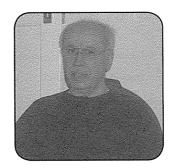

من سورية، هجرها إلى الجزائر، ومنها إلى هيئة الإذاعة البريطانية بلندن عام ١٣٩٥هـ هراه الإداع، وقد عمل في قسم الأخبار، من المنوعات، وترك الإذاعة نهاية القرن الميلادي. كرَّس وقتًا للكتابة والنشر، وأصدر لسنوات طويلة مجلة «الكلمة الممنوعة» الشهرية من لندن، وكان يحررها بنفسه، ويستكتب بعض الكتّاب من العالم

العربي. توفي يوم الخميس ٢٢ ذي القعدة، ٢٦ سبتمبر<sup>(٢)</sup>.

عبدالله الملحوق = عبدالله بن عبدالرحمن الملحوق

عبدالله بن منصور النجار (۱۳۱٦ – ۱۳۹۱ه = ۱۸۹۸ – ۱۹۷۱م) دبلوماسي.



ولد في قرية بيت مري من أسرة درزية بلبنان. ترك الجامعة الأمريكية ببيروت ليلتحق بحكومة فيصل في الشام رئيسًا لقلم الترجمة. أسَّس مع آخرين «الرابطة القلمية». أنشأ في دمشق محلة «القلم» مع عجاج نويهض، ومجلة «المحلة» مع هاني أبي مصلح، وكتب في عدد كبير من الدوريات. عمل مديرًا للمعارف في حكومة جبل الدروز، أدرجت فرنسا اسمه في اللائحة السوداء فهرب إلى القاهرة، ومنها إلى أستراليا يتاجر. عاد مديرًا للدعاية والنشر في حكومة العراق، وتولى سكرتارية الدفاع عن فلسطين. عمل قنصلًا ووزيرًا مفوضًا للبنان في عدد من الدول، كما رأس عدة جمعيات ثقافية، منها الجلس الثقافي للمتن الشمالي. اغتيل مع قرينته في مشكلة عائلية يوم ۲۵ رجب، ۲۱ تموز.

من كتبه المطبوعة: جبل من ذهب/ إدي بفايفر (ترجمة)، بنو معروف في جبل حوران، الفظائع في البلاد المقدسة

(۲) موقع BBC (عربي) ۲۸/۹/۲۸م.

(بالإنجليزية)، مذهب الموحدين الدروز، أسرار المؤامرة الصهيونية (بالإنجليزية)، انحطاط اليهودية الحاضرة (بالإنجليزية)، الصهيونية بين تاريخين، مئوية مدرستي، إمامة العقل عند الموحدين الدروز، الدروز (بالإنجليزية).

وله مؤلفات مخطوطة منها: مجموعة شعرية، القومية العربية، مذاهب العقل(١).

عبدالله موسى الميهوب (۰۰۰ – ۱٤۳۳ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله الموقع الخطيب (١٣٢٤ - ١٤٠٧ه = ١٩٠٦ - ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله ناصح علوان (۱۳٤۷ – ۱۹۲۸ه = ۱۹۲۸ – ۱۹۸۷م) عالم فقیه، داعیة تربوي.



ولد في مدينة حلب، وتلقى بها علومه الشرعية والكونية في الثانوية الشرعية، أكمل تحصيله العالي في الأزهر، ونال شهادة تخصص التدريس التي تعادل (الماجستير) سنة ١٣٧٤هـ، وأخرج من مصر في العام نفسه، درَّس في مدارس حلب الثانوية ومساجدها. ثم حصل على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من باكستان في فقه الدعوة والداعية، والتقى ببعض العلماء

(١) معجم أعلام الدروز ٢/ ٤٤٠، معجم أسماء الأسر والأشخاص ص٨٩٩، مصادر الدراسة الأدبية ص٧٥٥١.

الأعلام، وكان أستاذًا في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وحاضر وخطب وأرشد، ودعا بصبر وعزيمة وحكمة، وكان يؤلف ويكتب وهو على سرير المرض، ونفع الله بمؤلفاته شبابًا ودعاة، وحجرته في المستشفى كانت منبر علم، حيث يتوافد الناس إليه للفتوى والاستشارة والمؤانسة. وقد دفع في سبيل دعوته الكثير، من الولد، والمال، والصحة. وتوفاه الله في شهر محرم. رحمه

المسلام عليكم و رهدته الله وتركا نَه و يعد. حافكم الحاسعا دَيْكم شد لمسدلة به دوريد بخاليماه » و هي المسالمة التي شحت بتنشديمها سنزيا ده الكوّراه في المعام الحاضي ، و هي سبّ أيديكم ان رأيتم تعقد يميا الحالج لمسبب للاطلاع طبها وتكم مني مويد الشكر والاضنان .

ا سفادال اسا رالاملاديه دراله ما محلي

#### أنموذج من خط عبدالله علوان

قدِّمت في نشاطه الإسلامي رسالة علمية بعنوان: جهود الدكتور عبدالله ناصح علوان في خدمة الدعوة الإسلامية/ خالد السعيد السيد سليمان (جامعة الأزهر بالمنصورة، ٢٦٤هـ).

وله مؤلفات إسلامية عديدة، منها: آداب الخطبة والزفاف وحقوق الزوجين، الأحوة الإسلام والجنس، الإسلام والقضية الفلسطينية، بين العمل الفردي والعمل الجماعي، تربية الأولاد في الإسلام، تقافة الداعية، حكم الإسلام في وسائل الإعلام، روحانية الداعية، صلاح الدين الأيوبي بطل حطين، قصة المداية، نظام الرق في الإسلام، القومية في ميزان الإسلام. وله مؤلفات غير هذه ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

(٢) المسلمون ع ٤٦٤ (١١/٧/١١)، عالم

عبدالله ناصر الصانع (۱۰۰۰ - ۱۶۱۰ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله بن ناصر الوهيبي (١٣٤٨ - ١٤٢٥ه = ١٩٢٩ - ٢٠٠٥م) مؤرخ جامعي.



ولد بمدينة الخبراء في القصيم بالسعودية، حصل على الدكتوراه من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن، مدير عام التعليم بوزارة المعارف، أمين عام جامعة الملك سعود بالرياض وأستاذ فيها، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي العربي السعودي، عضو الجمعية العمومية لمؤسسة اليمامة الصحفية، دعم مكتبة الملك فهد الوطنية بمخطوطات وكتب نادرة. وله إسهامات كثيرة في الصحف والمجلات، وخاصة «القصيم» و «العرب». مات يوم التعلائي القعدة، ٤ يناير.

صدر فيه كتاب: عبدالله الناصر الوهيبي الماهر الساخر/ محمد القشعمي (وقد جمع فيه بحوثه ومقالاته).

وكتاب آخر عنوانه: قراءات معرفية:

الكتب مج ٨ ع ٤ (ربيع الآخر ١٤٠٨)، المجتمع ٢٦٨ (١٨/١/٨) هـ) ص٥٥، والعدد الذي يليه ص٨٥، والعدد الذي يليه ص٨١، وع ١٤٠٨ (١٨/١/٢) هـ) ص٧٧، وع ١٤٠٨ (١٤٠٨/٥/١٥) وص٣٦، وفي العدد الذي يليه ص٤١، موسوعة اللعاة والأئمة ١/٠١٠. وله ترجمة في آخر كتابه «تربية الأولاد في الإسلام»، وذكر في أولها أن اسمه الكامل «عبدالله ناصح علوان»، وقال في آخرها: ورحم الله والذي «الحاج سعيد علوان» الذي كنتُ غرسة من غرساته في العلم والدعوة إلى

بحوث مهداة إلى الدكتور عبدالله بن ناصر الوهيبي/ إعداد وتحرير عبدالعزيز بن ناصر المانع (وفيه قائمة ببحوثه).

وله من الكتب: شمال الحجاز من عام ۹٥٠ - ۸۰۰ هـ (ولعله نفسه رسالته في الدكتوراه: شمال الحجاز في كتابات الجغرافيين العرب)، تاريخ مكة المكرمة (خ)(۱)

عبدالله بن نايف الفقير (... - 1731a = ... - ... 74) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالله النجار = عبدالله منصور النجار

عبدالله نجم الجواري (... - 77312=... - 0..74) قائد من تنظيم القاعدة، عُرف بأبي عزَّام.



برز أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق، كان مستشارًا دينيًا لأبي مصعب الزرقاوي زعيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، وكان قائد العمليات للتنظيم، ومسؤولًا عن سياسة الهجمات المسلحة في مدينة بغداد، ومسؤولًا عن خطوط التمويل والاتصال الخارجي، والمسؤول العام عن تمويل وإدارة السيارات المفخخة. وكان معروفًا بأمير الأنبار، ثم عُرف بأمير بغداد. وزعمت

(١) معجم المؤرخين السعوديين ص٢١٧، أخبار المكتبة ع

٣٣ (ربيع الأول ١٤٢٦هـ) ص١٣.

(٢) الشرق الأوسط ع ٩٨٠١ (٢٢/٨/٢٤ه). (٣) جريدة الزمان ٢٠١٠/٣/٦م، مدونته (تأبين له) استفيد

أمريكا أنه الرجل الثاني في القاعدة، لكن القاعدة نفت أن يكون الثاني... قتلته القوات العراقية - الأمريكية يوم الأحد ٢٢ شعبان، ۲٦ أيلول(٢).

عبدالله نجم زهرون (1371 - 1731a = V781 - . 1 . 7g) رئيس طائفة الصابئة المندائيين. وبلغتهم: الريش أمة (رئيس الأمة).



ولد في قضاء قلعة صالح بالعراق، من عائلة دينية عريقة، قرأ كتبهم الدينية وهو في العاشرة، واشتراك مع والده في تدريس اللغة المندائية بالبصرة، وكان أول من جعل الصباغة (التعميد) بحوض ماء جار، كما أرشدهم إلى التعميد الجماعي بدل الفردي، وقد شغل بعد والده مركز رئاسة الطائفة الدينية لمحافظات البصرة وميسان وذي قار، وعيِّن أول رئيس روحاني للطائفة المندائية بموجب مرسوم جمهوري بتاريخ ۱۹۸۱/۱۱/۲۲م، وبعد شهرین منه أصبح رئيسًا للمجلس الروحاني الأعلى، وفي عهده شیّد مندي بغداد (عام ٤٠٥ ه.) ١٩٨٥م). وحصل صراع طائفي بينه وبين عدد من أبناء طائفته، فغادر العراق إلى هولندا عام ١٤٢١هـ (٢٠٠٠م)، وتوفي في ۲٤ ربيع الأول، ٩ مارس<sup>(٣)</sup>.

منها في شعبان ١٤٣٢هـ.

عبدالله نديم بن حسين الجسر (0171 - . . 21 = > 1 / 1 - . . / 1919) عالم مفكّر وكاتب مصنف، قاض محام. اشتهر باسم نديم الجسر.



ولد في طرابلس الشام، درس على والده، ثم تعلم في حمص، وأكمل دراسته في بيروت، ونال حظًا وافرًا من علوم الفقه والقانون والمعارف العلمية والفلسفية والتاريخية والأدبية في محيطه العائلي، وعمل ملازمًا في الجيش العثماني، وتولى عددًا من المناصب القضائية، فكان القاضى الشرعي في طرابلس الشام، ثم مفتيًا لها، وقائمقامًا لمنطقة عكار، ثم استقال ليعمل في المحاماة. انقطع إلى النشاط العلمي، فألقى محاضرات، وألَّف كتبًا، ونظم الشعر. وكان عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. وفي عام ١٣٥١هـ. أعاد إصدار جريدة طرابلس التي كان يتولى رئاسة تحريرها من قبله والده الشيخ حسين الجسر، وأخوه الشيخ محمد، وظلَّ يصدرها عدة سنوات، حتى عُهد إليه بمنصب القضاء الشرعي. وهو صاحب كتاب «قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الذي طبقت شهرته الآفاق.. وقد قرأته في مطلع شبابي، فكان من الكتب المعدودة التي أثرت في حياتي وتوجيه أفكاري. وكان ذا علم غزير، ومواقف إسلامية كريمة، وله مقالات وقصائد كثيرة منشورة في الجلات المصرية واللبنانية وغيرها، ومحاضرات علمية... وكان يوزع كتبه مجانًا. شارك الآلاف في الصلاة عليه في الجامع المنصوري الكبير، ودفن في

مقابر العائلة في باب الرمل بطرابلس. ومماكتب فيه وفي علمه:

الشيخ نديم الجسر العلامة المحاهد/ محمد درنيقة. - لبنان: دار المعارف العمومية، ١٤١٢هـ، ١٦٨ص.

الشيخ نديم الجسر: آراؤه وقصته مع الإيمان/ محمود حمد سلمان. - طرابلس: مكتبة السائح، ١٤٢٤هـ، ٢١٦ص. الشيخ نديم الجسر: حياته وآثاره/ كنعان أحمد حجازي. - بيروت: جامعة القديس يوسف، ١٤٢١هـ، ٢٠٠٠م (رسالة دكتوراه).

التوفيقية في العقل العربي المعاصر من خلال نماذج أربعة: محمد عبده، نديم الحسر، حسن صعب، محمد الغزالي/ أحمد إبراهيم الأعصر . - بيروت: جامعة القديس يوسف، ۲۶۲۶هه، ۲۰۰۳م (رسالة دكتوراه).

ومن مؤلفاته: الموجز في الفلسفة العربية، قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن، شرح قانون العقوبات، أدب الحياة في الإسلام، غريب القرآن ومتشابحاته، الجواب الإلهي أو الإسلام أمام العلم والفلسفة، الإسلام في العلم المعاصر، ركائز التفكير الإسلامي، إسرائيل ما وُجدت لتبقى، شبابنا بين الإيمان والتدين(١).



(١) موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي ٣/

٢٤١، أدباء المؤتمر ص٩٢، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي

ص١١١٧، قرى ومدن لبنان ٧/ ٣٥٦، الداعي ع ١

(١٤١٧هـ) ص٢٧، معجم البابطين لشعراء العربية.

عبدالله النظيفي (۰۰۰ - بعد ۱۶۰۰هـ = ۰۰۰ - بعد ۱۹۸۰م) داعية محاهد. لقبه «الطيبي» و «يوسف».

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية. وله ترجمة في «علماء ومفكرون عرفتهم» للمجذوب.

أمين عام الحركة الإسلامية المغربية. جاهد في أفغانستان، وكان مسؤولًا عن سلاح المدفعية في الحزب الإسلامي، واستشهد أثناء الاحتلال الروسي لها.

## عبدالله بن نوح بن إدريس (١٣١٨ – ١٤٠٨هـ = ١٩٠٠ – ١٩٨٨م) عالم ضابط، شاعر مجاهد.

ولد في مدينة شنجور بأندونيسيا، ودرس على مشايخ عرب هناك، منهم الطيب الجزائري، ثم التحق بالأزهر وتخرَّج على علمائه، عمل ضابطًا في الجيش وتقاعد برتبة لواء، ثم افتتح معهد الغزالي للعلوم الإسلامية وعمل مديرًا له حتى وفاته، كما افتتح معهدًا باسم الإحياء، ورأس هيئة تحرير مجلة «البناء» الصادرة باللغة الإندونيسية. وتولَّى رئاسة هيئة البحوث الإسلامية بجاكرتا، وكان من علماء وأعلام بلده في مناهضة المحتل الهولندي والشيوعية. له مقالات وبحوث باللغة العربية، ووضع معجمًا (إندونيسي - عربي - إنجليزي)، ومؤلفات أخرى، منها: أنا مسلم، نحن أمة واحدة، ديوان مطبوع ضمن كتاب «عاشق المحيط والجبل» فيه (٥٥) قصيدة. وترجم بعض كتب الإمام الغزالي إلى اللغة الإندونيسية(٢).

عبدالله نور = عبدالله محمد نور

عبدالله نور الدين أحمد (... - . 7312 = ... - P.. 79) صحفى وناقد شاعر.



من الصومال. ذكر أنه من أقدم الصحفيين في الصومال، وكان مشهورًا بإعلاناته في إذاعة «هورن أفريكا» المحلية، وقد عمل مع إذاعات ووسائل إعلام مختلفة، لعل آخرها قناة «يونيفرسال» الصومالية، وكان كاتبًا ومعلمًا ومنتجًا وشاعرًا وكوميديًا(٣).

عبدالله النوري = عبدالله بن محمد النوري

عبدالله هادي سبيت (٧٣٧١ - ٨٧٤١٤ = ٨١٩١ - ٧٠٠٢٩) أديب شاعر.



من مدينة الحوطة بمحافظة لحج في اليمن. حصَّل الشهادة الإعدادية وتثقَّف على نفسه، درَّس، وصار وكيلًا لمدير الزراعة، وشغل مناصب في سلطنة لحج، فكان سكرتيرًا للسلطان على عبدالكريم، ومستشارًا بوزارة الثقافة والسياحة فرع تعز، ولوحق لنشاطه، وعانى من الغربة. نظم قصائد غنائية ولحن، مع مسحة من التصوف والحب الإلهي.

(٣) الشبكة الصومالية للمعلومات (١٤٣١هـ).

المحبالخلين العب عدالاص كم إليالُ المعلَّ

تخبيسس له «ياجارةالوادي « لات عرالبوم احد وفي التخبيس : لعبدالله هادي سُبَيْتُ

قدكدت انسى الوجدعى زاريي خى زارني ملىن اعاد تىرىنى فاعادنى احارة الوادي فريت وعادني بالبيته الما دعوت مايشبهالاملام من ذكراك 11

وارتج لميك بن دمومد جرى ر جي ... مخصشيت مليه ان يسن الرّبي منتجرا ... د منت نی الاگری هوك دي الكری مدالة كريات مست السين الحاکي » كنبسشة فئ مقلتي

#### عبدالله سبيت (خطه)

وله ستة دواوين شعر: الدموع الضاحكة، مع الفجر، الظامؤون إلى الحياة، الفلاح والأرض، أناشيد الحياة، الرجوع إلى الله. وله أيضًا: مسرحية الوضوء(١).

عبدالله هاشم يماني (7777 - 7131a = 3181 - 7881a) فاضل محقق.



من المدينة المنورة. تعلُّم في الكتَّاب، وعلى يد جده حسن تعلم الفقه الحنفي، وأتقن الخط، وتنقل بين حلقات المسجد النبوي الشريف للتزود بالعلم. عمل في التجارة، وكان يقضى معظم أوقات الفراغ في المطالعة، واشتملت مكتبته على ١٥٠٠ كتاب من مختلف العلوم.

وترك آثارًا علمية عدة، منها: جمع الفوائد في مجمع الأصول ومجمع الزوائد (تحقيق) وطبع على حاشيته كتاب: أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير/ لابن حجر

(١) موسوعة شعر الغناء اليمني ٢٢١/٦، معجم البابطين ٣/ ٤٠٨) موسوعة الألقاب اليمنية ٢/ ٧٨٩.

العسقلاني (تحقيق)، عقود الحواهر المنيفة في أدلة

مذهب الإمام أبي حنيفة (تحقيق)، أنجح المساعى في الجمع بين صفتي السامع والواعي/ محمد فالح بن محمد الظاهري؟ (عنى بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه)، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة/ لابن حجر (تحقيق)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية/ لابن حجر (صححه وعلق عليه)، سنن الدارمي (تخريج وتحقيق وتعليق) ٢ مج، المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم../ لأبي محمد عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري؛ تحقيق (؟) (طبع في حاشيته: تيسير الفتاح الودود في تخريج المنتقى لابن الجارود) <sup>(۲)</sup>.

#### عبدالله هشام الشريدي ( \* \* \* - 373/a = \* \* \* - 4 \* \* 74)

قائد «جماعة النور الإسلامية» المنشقة عن عصبة الأنصار.



من فلسطين. فارق الحياة بعد (٣) شهور من إصابته في كمين نُصب له في مخيم عين (٢) طيبة وذكريات الأحبة ٢/ ٢٩٢.

الحلوة جنوب لبنان. ووالده هو مؤسس "عصبة الأنصار" وزعيمها الروحي، وقد قُتل، وانتقم له ابنه هذا(١).

اقتىم هذا اللّمَاب الشّم لحِلى لحق صَاحب لسمانة الدُّستا مُالكِيرِ والتَّحِيمُ إلْ مَا يَسْلِي وَ الْ رئدية رِجِرِيقَ البلاد العُرَاد مِن الْبِيار واجبل ولعزّل وليجاب راجبا مرسطانة تبول وسسس كل

عبدالله هاشم يماني (خطه)

عبدالله الهلباوي = عبدالله توفيق الهلباوي

عبدالله ودِّ العجوزِ (0071 - 7731 = 1781 - 71.74) شيخ الطريقة المكاشفية.

وهو عبدالله يوسف القرشي، اشتهر بودِّ



من منطقة المنارة بولاية شمال كردفان. أسَّس المنارة عام ١٣٨٥هـ، وبما مسجد كبير ومسيد يسع ١٦٠٠ طالب، فكان يدرِّسهم مع مجموعة من العلماء، ويأتي إليه المريدون من أنحاء السودان والدول العربية والإسلامية، وأمضى (٣٠) عامًا وهو يقدِّم وجبات لأسر عديدة في القرية، وكانت له أكثر من (١٠) زوايا بالخرطوم، وأخرى في أمريكا وكندا وألمانيا والسعودية وغيرها. توفي يوم الخميس ٧ جمادي الأولى، ٢٩

<sup>(</sup>٣) الحياة ٢٠٠٣/٧/١٧ مع إضافات.

<sup>(</sup>٤) صحيفة آخر لحظة ٢٠١٢/٣/٠م.

#### عبدالله أبو وردة (۱۳۲۲ – ۱٤۰۰ه = ۱۹۶۳ – ۱۹۹۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### ابن عبدالله الوكوتي (۱۳۲۲ - ۱۳۳۲هـ = ۱۹۲۳ - ۲۰۱۱م) محاهد داعية، سياسي عالم.



من مواليد تانوت (وكوت) ببني يزناس في المغرب. أخذ العلوم الشرعية واللغوية عن علماء ببركان، ثم التحق بجامع القرويين. وشارك في تأسيس خلايا حزب الاستقلال بفاس وبني يزناس، ولما اكتشف المحتلُّ ذلك لِجاً إلى القنيطرة، ولكنه اعتُقل هناك وعذُّب وسُجن سنتين، وخمسة أعوام نفيًا، واتصل بالقبائل الريفية من أجل تأسيس جيش التحرير، وعيِّن قائدًا ورئيسًا لدائرة أحواز فجر الاستقلال، ثم نُقل إلى الدار البيضاء، كما مثَّل دائرة أحفير في أول برلمان بالبلاد. وكان عضوًا مؤسِّسًا للحركة الشعبية، وللحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، ورئيسًا للمجلس الوطني، وتولَّى رئاسة تحرير جريدة (المغرب العربي)، وانتُخب رئيسًا للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عام ١٤١٩ه، وقد أسهم في تأسيس جمعية مساندة الكفاح الفلسطيني، وجمعية مساندة مجاهدي أفغانستان، وجمعية مسلمي البوسنة والهرسك، وشارك في مؤتمرات إسلامية. وكان يطالب بفسح الجال أمام حرية الرأي، ويناهض الفكر المستبدَّ والحزب الواحد، وتعرَّض لمضايقات من أجل ذلك، وكان يرفض الفساد الاجتماعي والأخلاقي

وانتشار الرذائل، ولقي شعبية. كتب مقالات تتناول أحوال المغرب والأوضاع الاجتماعية والتعليمية والسياسية، وأسباب الفساد المالي والإداري والأخلاقي. وتوفي يوم الأحد ١١ صفر، ١٦ يناير.

وصدر له کتابان: ذکریات مقاوم (۸۱ه ص)، معرکتنا ضدَّ الحزب الواحد<sup>(۱)</sup>.

#### عبدالله الولادي (۱۳۲۰ – ۱۳۶۱هـ = ۱۹۶۱ – ۲۰۱۰م) حقوقي.



من المغرب. حصل على إجازة في الأدب العربي، وأخرى في الحقوق، وعمل محاميًا بحيئة الدار البيضاء، وكان عضوًا في حزب الاشتراكي للقوات الشعبية، وعضوًا في المجلس الوطني ثم الإداري بالمنظمة المغربية للسادس الإعادة إدماج السجناء، ثم كان رئيسًا للمنظمة المذكورة، ومديرًا للصحيفة اليومية (لوبينيون). توفي يوم ٤ صفر، ١٩

له مع مليكة بن الراضي: الدليل القانوني للمرأة المغربية: الزواج والطلاق<sup>(٢)</sup>.

عبدالله ولد أنويكظ (۱۳۵۲ - ۱۶۳۶ هـ = ۱۹۳۳ - ۲۰۱۳م) رجل أعمال ثري (ملياردير). والده (محمد السالك).



نشأ في وادي أتوزيكت القريب من مدينة أطار بموريتانيا. عمل في ظروف صعبة، وسافر إلى سوق الجزائر الحدودي للتجارة، وتحول إلى أقصى الشمال. تدرج في ميدان التجارة، وسافر إلى الصين، وتوسَّع حتى صار أحد أبرز رجال الأعمال في بلده، شيَّد المؤسَّسات، وبنى المصانع، وأسهم في تنمية القطاع التجاري والصناعي والعسكري، وامتلك واحدة من أهم المجموعات المالية في غرب إفريقيا، وواحدة من أولى المجموعات المالية في التي أدخلت النظام المصرفي الإسلامي إلى التي أدخلت النظام المصرفي الإسلامي إلى الجيرية، فشارك في إعمار المحاضر والمساجد والمعاهد الإسلامية. توفي يوم الخميس ٢٢ جمادي الآخرة، ٢ أيار (مايو)(٢).

عبدالله اليافي = عبدالله عارف اليافي

عبدالله بن يحيى السلال (١٣٣٦ – ١٤١٤ه = ١٩١٧ – ١٩٩٤م) رئيس اليمن.



ولد في صنعاء. عندما تقرر إنشاء جيش غير قبلي في اليمن في مطلع أرسل إلى بغداد فتخرج في الكلية العسكرية عام ١٣٥٦هـ (٣٨)، وفي العام التالي لعودته اعتقل (٢) وكالة (الأعبار) الموربتانية ٢٠١٣/٥/٣.

 <sup>(</sup>۱) ويكبيديا الإخوان المسلمون (استفيد منه في صفر ١٤٣٤هـ)، ومثله في موقع جمعية الهلال للثقافة والتنمية.
 (۲) مدونة السائق المغربي (إثر وفاته).

بسبب آرائه السياسية الداعية لتغيير سياسة البلاد والمناهضة لسياسة حكم الإمامة على البلاد، ثم أفرج عنه والتحق بالجيش اليمني من جديد، وظلَّ فيه ثماني سنوات. وفي عام ١٣٦٨ه (١٩٤٨م) شارك في محاولة انقلابية فاشلة ضد حكم الإمام يحيى، فحُكم عليه بالسحن لمدة ثمانية أعوام، وقد تقرب بعد إطلاق سراحه من الإمام البدر الذي عينه رئيسًا لحرسه الخاص. وفي عام ١٣٧٩ه (١٩٥٩م) عين النالثة لنشاطه في أوساط الضباط

اليمنيين ضد حكم الإمامة، وخرج فعينه الإمام البدر، الذي كان قد خلف أباه في الحكم، رئيسًا لأركان حرب الجيش اليمني. وبقي في هذا المنصب حتى نجاح الحركة الانقلابية بقيادته ضد الإمام البدر في يوم ٢٦ أيلول (سبتمبر) ١٩٦٢ بدعم من القوات المصرية التي سارعت إلى نحدة النظام الجمهوري الجديد، واختير في اليوم التالي للحركة رئيسًا لمجلس قيادة الثورة. ومع صدور دستور مؤقت للجمهورية اليمنية في عام ۱۳۸۳ه (آب "أغسطس" ۱۹۶۳م) أصبح أول رئيس للجمهورية. لكن وجوده على قمة السلطة كان دافعًا لاتخاذ بعض القبائل موقفًا معارضًا له، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية لم تتمكن القوات الجمهورية اليمنية والقوات المصرية المتحالفة معها من وضع حدّ لها. وتفاقمت الأمور بين السلال وبعض الجمهوريين اليمنيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبدالله العمري. واستحاب عبدالله السلال في تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٦٥ لاقتراح الرئيس جمال عبدالناصر بأن يعود إلى القاهرة تاركًا للمجموعة الأخرى من الجمهوريين فرصة ممارسة الحكم من دونه، من أجل تحقيق



عبدالله السلال (خطه)

السلام وحماية الجمهورية. وبقي السلال في القاهرة، بينما منح العمري كل صلاحياته. ثم تبين لعبدالناصر أن الحكومة الجديدة لا تتعاون مع الوجود المصري هناك، فأعيد إلى الرئاسة، واحتُجزت الكتلة السابقة في القاهرة. وعندما حدثت هزيمة ١٩٦٧م لم يعد ممكنًا للقوات المصرية أن تبقى هناك، فتم الاتفاق على سحبها وترك الأمور لأبناء اليمن. وبينما كان السلال في بغداد أعلن سقوطه وقيام نظام جديد للحكم على قمته مجلس رئاسة بقيادة القاضي عبدالرحمن الأرباني. وأعلن السلال نفسه على عبدالرحمن الأرباني. وأعلن السلال نفسه تنحيه يوم (٧) تشرين الثاني من عام تنحيه يوم (٧) تشرين الثاني من عام تنحيه يوم (٧) تشرين الثاني من عام

ومن آثاره: وثائق أولى عن الثورة اليمنية/ عبدالله السلال، عبدالسلام صبرة، عبدالرحمن الأرياني (إجابات للمشاركين الثلاثة خلال ندوة عقدت عام ٤٠٤هه)، ثورة اليمن الدستورية (بالاشتراك مع آخرين)، من وراء الأستار: مناقشة سياسية حول مستقبل اليمن (اشترك فيها المترجم له)(١).

 (۱) موسوعة السياسة ٣/ ٨٥١، الموسوعة السياسية العسكرية ٢/ ٨١٠، الموسوعة العربية الميسرة ٣/ ١٣٥٨.

عبدالله بن يحيى العلوي (١٣٢١ - ١٤١٤ه = ١٩٠٣ - ١٩٩٣م) دبلوماسي ومحرر صحفي.



ولد في سنغافورة من أصل حضرمي، وبما تلقى علومه الأولية، ثم درس على كبار العلماء بتريم، وحصل على العالمية من الأزهر، وتلقى علوم الفلك على معلم متخصص، وأجاد عدة لغات. بدأ صحفيًا، ثم أنشأ مجلة أدبية في حضرموت أسماها «عكاظ» إضافة إلى إسهامه في تحرير عدد من الصحف والمحلات بمصر وسنغافورة، ثم عيّن مستشارًا صحفيًا للمفوضية اليمنية بمصر، وتولى القيام بأعمال سفارة اليمن عدة مرات، ومثّل اليمن في نحو أربعين مؤتمرًا دوليًا وشعبيًا، وكان ممثلًا لليمن في جامعة الدول العربية أيضًا، وفي أواخر العهد الإمامي عيِّن سفيرًا لليمن بأندونيسيا، وبعده كان ممثلًا لبلده لدى منظمة تضامن الشعوب الآسيوية الإفريقية، وفي سنغافورة كان عضوًا في إدارة الجلس التشريعي، ونائبًا للرئيس في عدد من الجمعيات، منها جمعية الشبان المسلمين بسنغافورة، وجمعية الدعوة الإسلامية، كما كان نائبًا للرابطة الإسلامية.

وله عدد من المؤلفات، منها: من كل فاكهة زوجان (وهو تقرير سياسي كتب منظومًا)، رسالة في علم الفلك على الربع المجيب (خ)، ديوان العلوي: المجاج أو المراسلات (۲).

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

عبدالله يوركي حلاق (۱۳۳۰ - ۱۲۱۷هـ = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۹م) محرر صحفي أديب. كنيته أبو جورج.



من حلب. تعلم في معاهد حلب للروم الكاثوليك. حصل على دبلوم في الصحافة من القاهرة. درَّس في مدارس حلب ومعاهدها الخاصة (٢٦) عامًا. أصدر محلة (الضاد) مع يوسف شلحت وتولى رئاسة تحريرها، كما تولى تحرير محلة «الكلمة». وكان عضوًا قياديًا في مجلس إدارة الحزب الوطني أيام الاحتلال الفرنسي، وعضوًا في مجلس الأمة في عهد الوحدة، وعضوًا في لجنة الدستور، وفي لجنة الشعر بالجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب. نشر العديد من المقالات في كثير من الصحف والمحلات العربية، وأنشأ لنفسه مكتبة غدت من أكبر المكتبات الخاصة. ومات أواخر السنة الميلادية. وقد تسلم رئاسة تحرير الضاد بعده ابنه «رياض» وغيّر منهجها إلى وجهة طائفية، مع نشر صور خليعة

ومن شعره:

إني مسيحي أجلُّ محمسدًا وأراه في سفر العلا عنوانا

وأطأطئ الرأس الرفيع لذكر مسن

صاغ الحديث وعلم القرآنا إنى أباهي بالرسول لأنه

صقل النفوس وهذَّب الوجدانا

معست عليه الباقائر فلم يكن اللحادثان ووعائ صفائ ا يُسر مِهُ ثَارُ الحاور . مُحدُّها حشاسات بحر حَفَّها الركاباز مستعجبن إذا رأبت صائل كبرَّت فا ثارُ الكبار مجاز كارُنا اغلى جيات جُدده مَعْي الحِياةُ رَحَلَدُ الرَّثَاءِ

عبدالله يوركي حلاق (خطه)

ولأنه داس الجهالة وانتضى سيف الجهاد فحطم الأوثانا ولأنه صان العروبة وابتنى للعرب محددًا رافق الأزمانا صان الفخارُ البكر ذكرَ محمد وهفا فشنَّف باسمه الآذانا



عبدالله يوركي حلاق رئيس تحرير مجلة (الضاد)

ومن كتبه المطبوعة: في حمى الحرم (رواية)، خيوط الغمام (شعر)، حصاد الذكريات (شعر)، سفراء بدون تكليف رسمي (يتضمن أعمال إبراهيم ديب)، حلبيات، من أعلام العرب في القومية والأدب، فنزويلا وجاليتنا العربية، قطاف الخمسين، الثورات السورية الكبرى في ربع قرن، عشت المقواد الأعلام، عصير الحرمان، نوادر الضاد، أسديات (شعر). وله نحو ٣٠ كتابًا الطاد، أسديات (شعر). وله نحو ٣٠ كتابًا بعضها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

(۱) حلب في مائة عام ٢/ ١٠١، أعضاء اتحاد الكتاب ص٢٠٧، موسوعة أعلام سورية ٢/ ٩٩، معجم المؤلفين العرب ص٢٧٧، السوريين ص١٤٠، معجم الروائيين العرب ص٢٧٧، معجم البابطين ٣/ ٤١٦، الموسوعة الموجزة ٥/ ١٢٥ شعراء معاصرون من سورية ص٢٨، مئة أوائل من حلب ص١١٥١، الموسوعة العربية (السورية) ٨/ ٤٦٩، وأعداد

عبدالله يوسف أحمد (١٣٥١ – ١٤٣٣هـ = ١٩٣٢ – ٢٠١٢م) رئيس الصومال.



من إقليم بونتلاند بالصومال. تلقَّى تكوينه العسكري في إيطاليا والاتحاد السوفياتي، وكان أهم الضباط الذين أسسوا الجيش الصومالي عقب إعلان استقلال الصومال عام ١٣٨٠هـ (١٩٦٠م)، تدرَّج في سلك القوات المسلحة حتى وصل إلى رتبة عقيد، وسُجن ستَّ سنوات إثر الانقلاب العسكرى الذي قاده اللواء محمد سياد بري عام ١٣٨٩هـ (١٩٦٩م)، وشارك في حرب تحرير الصومال الغربي المشهورة بحرب أوغادين عام ١٣٩٧هـ (١٩٧٧م) وحققت القوات التي كان يشرف عليها انتصارات عسكرية، ثم إنه قاد محاولة انقلاب فاشلة على حكومة الرئيس محمد سياد بري مع مجموعة من الضباط عام ١٣٩٨هـ (١٩٧٨م). بعدها توجه إلى إثيوبيا وأسَّس أول معارضه مسلحة تدعو إلى إسقاط نظام بري، وترأس بذلك الجبهة الوطنية

كثيرة من مجلة الضاد بعد وفاته بعد أن تسلمها منه ابنه، منها عددان خاصان به: ع ١ - ٢ (كانون الثاني وشباط ١٩٩٧) وع ١ - ٢ (كانون الثاني وشباط عام ١٩٩٨).

الصومالية للإنقاذ، وتلقَّى دعمًا شاملًا من إثيوبيا، لكنها سجنته ستَّ سنوات كذلك، وبعد انهيار النظامين الإثيوبي والصومالي عاد إلى الإقليم الذي ولد فيه، ولكن تفاجأ بسيطرة الاتحاد الإسلامي عليه واعتقاله، ثم أفرج عنه، فقاد حملة عسكرية بدعم من إثيوبيا على معاقل الاتحاد الإسلامي وغلبه، ثم انتخب أول رئيس لحكومة فدرالية صومالية في ١٠ أكتوبر ٢٠٠٤م (٥ ٢ ٤ ١هـ)، واستعان عام ٢ ٢ ١ ١هـ بإثيوبيا لإسقاط اتحاد المحاكم الإسلامية، ودخل مقديشو على ظهر دبابة إثيوبية، لكن تكاتفت القوات الشعبية والإسلامية ضدّه وضدَّ القوات الإثيوبية، وقدَّم استقالته في ۲۹ دیسمبر ۲۰۰۸م (۲۲۹ه) استجابة لضغوط دولية وإقليمية، فأقام في (ضيافة) على عبدالله صالح رئيس اليمن. وقد اتهمه خصومه بأنه المسؤول عن إدخال البلد في أتون حرب أهلية بعد إنشاء أول كيان مسلح معارض للدولة وتحالف مع إثيوبيا العدو التقليدي للصومال من أجل تحقيق طموحه السياسي، واعترف هو في آخر خطاب له فشله في تحقيق الاستقرار وإرساء نظام ديمقراطي واستعادة وحدة وسيادة البلد. ومات في أحد مستشفيات الإمارات يوم الجمعة ٣٠ ربيع الآخر، ٢٣ آذار (مارس)<sup>(۱)</sup>.

عبدالله يوسف الحسن = عادل عبدالله الشويخ

عبدالله يوسف عزام (. TT1 - . 131a = 1391 - PAP1a) عالم شجاع، محاهد مصلح، أمير المحاهدين العرب في أفغانستان.

ولد في «سيلة الحارثية» من أعمال مدينة جنين بفلسطين، تلقى علومه الابتدائية والإعدادية في مدرسة القرية، وأكمل دراسته في خضورية الزراعية في مدينة طولكرم. وقد كان ملازمًا لتلاوة القرآن، ولمسجد القرية، ويعطى فيه الدروس الدينية. تابع دراسته الجامعية في كلية الشريعة بجامعة دمشق، واشترك أثناءها في بعض العمليات على أرض فلسطين، منها معركة المشروع أو الحزام الأخضر، التي حصلت في منطقة الغور الشمالي، كما أشرف على عمليات في معركة ٥ حزيران ١٩٧٠م (١٣٩٠هـ). ثم انتسب إلى جامعة الأزهر ونال الماجستير في أصول الفقه، وعمل بعد ذلك محاضرًا في كلية الشريعة في عمّان، ثم أوفد إلى القاهرة لنيل شهادة الدكتوراه، وقد حصل عليها في أصول الفقه بمرتبة الشرف الأولى عام ١٣٩٣ه. ثم عمل مدرسًا في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، وانتقل للعمل في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وبعدها عمل في الجامعة الإسلامية بإسلام آباد عام ٤٠٤ ه. ثم قدم استقالته من الجامعة وتفرغ للعمل في الجهاد بأفغانستان. وقد كان له دور مهم في مسيرة هذا الجهاد المبارك، فكان أمير المجاهدين العرب، وحلقة اتصال بين الجاهدين الأفغان والمؤيدين لهم في البلدان العربية، كما أشرف على عمليات واسعة لتقديم الخدمات والمساعدات المختلفة، من تعليمية وصحية وعسكرية، للمهاجرين والجاهدين الأفغان

وأولادهم منذ عام ١٤٠٣هـ. وأسَّس محلة «رسالة الجهاد» لتكون منبرًا إعلاميًا شهريًا لنشر أخبار الجهاد هناك، وكذلك «لهيب المعركة»، وهي نشرة أسبوعية خاصة بالجهاد كانت تتناول آخر الأحداث على أرض الجهاد. استشهد مع اثنين من أبنائه (محمد وإبراهيم) في ٢٦ ربيع الآخر، بينما كانوا متوجهين إلى مسجد «سبع الليل» لإلقاء خطبة الجمعة. وقد دُفن في يوم استشهاده، ولاحظ المشيِّعون - وهم ألوف - رائحة المسك تنبعثت من دمه الزكي، وبقيت هذه الرائحة حتى تم دفنه. كما لوحظ - وهذا من إكرام الله سبحانه - أن جسده قد خُفظ من التشويه، على الرغم من أن الانفجار نتج عن ٢٠ كغ من (ت. ن. ت)، وقد أحدث دويًا هائلًا، وقطع تيار الكهرباء، وحفر حفرة في الأرض، وتناثرت أجزاء السيارة في الهواء.. ووجدت جثته على مقربة من الحادث.

The 1613 of the control of the contr

السيسيم علي والمدالة وألجدون

فيد فالتنسيال جني المعلق المدرعاء الصرافوعين المعلدة والعردية بإداع أمهرسناء معاجة الماصرة بدما له فاجهم أوالسام الريدا و الدياة أمارية ما هم ما ما من <u>المسا</u>جة ما أما وفيد مناحة لديكم مدوقة وأحير المامان واداة أيان رجدائها ببرا

مكتب الطينيان Dr. Ahdullah Arram F.O. Box 1977: Pothawar Pahloma Ti: 43703-4379

عبدالله عزام (خطه وتوقيعه)

ومماكتب في سيرته وجهاده: الشهيد عبدالله عزام مجاهدًا في فلسطين وأفغانستان/ بقلم حسن خليل حسين . الرياض: دار أسامة، ١٤١٠هـ، ٨٣ص. الشيخ الجاهد عبدالله عزام: الرجل الذي

ترجم الأقوال إلى أفعال/ محمد عبدالله العامر .- الكويت: مكتبة دار البيان، 1٤١٠هـ، ٤٠٠٠

عبدالله عزام: أحداث ومواقف/ عدنان علي النحوي .- الرياض: دار النحوي، 11٤هـ، ٢١١٥.

من مناقب الإمام الشهيد عبدالله عزام/ أحمد سعيد عزام. - بيشاور: د. ن، ١٤١٢ه، ٩٥ص.

وله كتب عديدة، وطبعت طبعات عديدة، منها: آيات الرحمن في جهاد الأفغان، أذكار الصباح والمساء الصحيحة، الإسلام ومستقبل البشرية، في خضم المعركة، الحق بالقافلة، حكم العمل في جماعة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، حماس: الجذور التاريخية والميثاق، الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان، دلالة الكتاب والسنة على الأحكام من حيث البيان والإجمال أو الظهور والخفاء (وهي رسالته للدكتوراه، التي نوقشت في كلية الشريعة والقانون بالأزهر عام ١٣٩٢هـ)، السرطان الأحمر، عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر، العقيدة وأثرها في بناء الجيل، المأثورات في ثوبه الجديد/ حسن البنا (تخريج وتنقيح وتعليق بالاشتراك مع إرشاد الحق الأثري)، المنارة المفقودة، وصية الشيخ الشهيد عبدالله عزام(١).

(۱) لهيب المعركة ٤/٥/١٤١ه، أخبار العالم الإسلامي (۱) لهيب المعركة ٤/٥/١٤١ه، أخبار العالم الإسلامية ٩/٤١٠/٤/٩ هـ، الجتمع ١٠/٤١ه، البيان (جمادى الآخرة ١٤١٠هـ) ص٧٧، وع ٢٦ ص٨٤، وعن ولديه في مجلة «الجهاد» ع ٦٣ (جمادى الآخرة ١٤١٠هـ)، حتى يتحقق الشهود الحضاري ٣٤٠، شهداء اللعوة الإسلامية ص٨١، وجوه فلسطينية خالدة ص١٩١، البيان ع ٢٤ ص٧٧، المجتمع ع ١٣٢١ ص٥٥، وع ١٤٠١ عركة».



عبدالله يوسف لحود (١٣١٧ – ١٤٠٨ = ١٨٩٩ – ١٩٨٩م) محام أديب.



ولد في عمشيت بلبنان. حصل على إجازة في الحقوق من معهد الحقوق الفرنسي بيروت. انصرف إلى المطالعة وحفظ الشعر ونظمه. انتسب إلى جامعة السوربون لإعداد الدكتوراه لكنه عاد لإصابته بذات الجنب. مارس المحاماة بالاستئناف والتمييز وتضلَّع من القانون. عضو مجلس نقابة المحامين. نشط في مؤتمرات اتحاد المحامين العرب، درَّس الحقوق في الجامعة اللبنانية، شارك في توحيد المصطلحات القانونية شارك في توحيد المصطلحات القانونية والقضائية بالعالم العربي، نائب رئيس جمعية أصدقاء الكتاب. أنشأ عام ١٣٤٦هـ جريدة "بيبلوس" مع نسيبة لحود. وكان خيال الصحافة.

بعلى مرود كري المناما الموري المناما الموري المنام الموري الموري المرام المرام

عبدالله لحود (خطه)

ومما طبع له: حقوق الإنسان: الشخصية والسياسة (مع جوزيف مغيزل)، أحاديث النكتة في لبنان، لبنان عربي الوجه عربي اللسان، ذكريات مختارة، الملكية الأدبية والفنية.

وذكر أن له «تحت الطبع»: مارسيل بروست وكبار آخرون، أدباء كتبت عنهم، المحاماة في لبنان، شؤون دستورية مبسطة(١).

عبدالله بن يوسف الوابل (١٣٢٨ – ١٤٢٢هـ = ١٩١٠ – ٢٠٠١م)

عالم قاض.

ولد في البكيرية بالسعودية. درس على والده وعلماء مدينته والرياض. أمَّ في الفوارة، درَّس عهم مكة المكرمة، قاض في الحلوة ثم أبحا. كانت له جهود في الدعوة والتدريس ونشر التوعية الإسلامية في عسير.

صدر فيه كتاب: العلامة الزاهد الشيخ عبدالله بن يوسف الوابل رحمه الله/ عبدالله بن محمد بن حميد. – أبها: النادي الأدبي، ١٤٢٤هـ، ٣٧٣ص(٣).

عبدالله بن يونس المجبري (١٣٢٩ – ١٣٩٨هـ = ١٩١١ – ١٩٧٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

 <sup>(</sup>٢) وترجمته من كتابه الأخير، وسنة وفاته من معجم أسماء
 الأسر والأشخاص ص٧٩٧، قرى ومدن لبنان ٨/ ١١٧
 (ووفاته في هذا المصدر ١٩٨٨م).

<sup>(</sup>٣) موسُوعة أسبار ٢/ ٧٧٤، بيادر ع ٣٤ ص٣١، المبتدأ والخبر ٤/ ٣٦٥.